# تتك الله الله الله

وفيائت

- 1840 - 1497

-9.17 - 19V7

مِحَرِّمُ مِنْ مِرْمِرُهُ الْ يُولِيْنَ سِيُّا بِحَرَهُ وَلِرُهُ الْلِزُّبِيْرِ

المجلدًالسَّادش عَبَدالمُاجِد - فريدون



جَمِيتِ عِلَى فَعَوْدِهِ مَحَفَّوْلَ مَحَفَّوْلَ مَعَ فَعُوْلِ مَحَفُّوْلِ مَعَ فَعُوْلِ مَعَ فَعُوْلِ مَعَ فَ الطَّبِعَةُ الرَّابِعَة (مُوسَّعَةً) (مُوسَّعَةً)



الجمهورية اليمنية / عدن هاتف (۱۰۹٦۷/۲/۳۹۷۷۷۰) فاكس (۱۰۹٦۷/۲/۳۹۷۷۷٦) E-mail، drwfaq@gmail.com

### عبدالماجد عبداللطيف العظيم آبادي الندوي

(۱۳۶۱ – ۱۹۲۰ – ۱۹۲۰ – ۱۹۲۰ (۱۹۸۰ م) (تکملة معجم المؤلفين)

#### عبدالماجد محيي الدين العاني (۱۳۳۲ - ۱۹۱۰ه = ۱۹۱۳ - ۱۹۸۰م) عالم فرضی، فقیه شافعی.

ولد بدمشق لأسرة عرفت بالعلم والفضل، أخذ الفقه الشافعي عن الشيخ عبدالمتعال الرباط، كما تفقه على الشيخ محمد جميل الشطي وأجازه بالفرائض، وقرأ على الشيخ أي الخير الميداني في أمهات كتب الحديث. وحصل على إجازات من علماء، وسلك في الطريق على الشيخ محمد الهاشمي، برع في علم الفرائض، وكانت الأسئلة تأتيه من مختلف البلاد الإسلامية، وكان مرجع وزارتي العدل والأوقاف في هذا العلم، توليً إمامة جامع اللطاعين، وخطابة جامع العمرية، وحجمّ نحو أربعين حجة! كان عفيف اليد، وحجمّ نحو أربعين حجة! كان عفيف اليد،

# عبدالماجد يوسف عبدالماجد (٠٠٠ - نحو ٢٠٠٥ م) (تكملة معجم المؤلفين)

عبدالمالك بن أحمد البلغيثي (١٣٢٢ - ١٣٠١ه = ١٩٠٤ - ٢٠١٠م) أديب شاعر.



(١) تاريخ علماء دمشق في القرن الرابع عشر الهجري ٣/
 ٢٤٠٠ أعلام دمشق في القرن الرابع عشر الهجري ص٢٣٧.
 وهو نفسه «ماجد العاني».

ولد بفاس في المغرب، تعلم في بلدات مختلفة حسب تنقل والده فيها، وتلقى منه دروسًا وقرأ كتبًا، وحضر مجالس الأعلام، وتخرج في جامع القرويين، ثم إنه أحبً الأدب وطالع فيه ونظم الشعر، حتى صار من كبار أدباء المغرب، ونشط في إلقاء الشعر في الجالس والمحافل حتى لقب بأمير شعراء المغرب في وقت ما، وكان له دور ثقافي ونضالي من أجل الحرية والاستقلال، وسجل شهادته أجل الحرية والاستقلال، وسجل شهادته مدى مئة عام تقريبًا. وقد عمل في القضاء مدى مئة عام تقريبًا. وقد عمل في القضاء بفاس، ثم انتقل إلى خطة الكتابة بالصدارة العظمى، وبعد الاستقلال كان كاتبًا ممتازًا المعظمى، وبعد الاستقلال كان كاتبًا ممتازًا برئاسة الحقوق، وابتُلي بالصمم. حتى توفي بؤلامة،

له من الدواوين: راح الأرواح، باقة شعر، أغاريد شحرور.

وكتاب جمع فيه أخبار أدباء المغرب في القرن الرابع عشر الهجري سماه (المنار). وذكر أن له شرحًا على قافية ابن الونان، وأنه شرع في (مختصر الأفاردة)(٢).

عبدالمالك بن عبدالقادر الطرابلسي (۱۳۱۸ – ۱۹۱۸ه = ۱۹۰۰ – ۱۹۹۹م) تربوی ریادی.

وهو عبدالمالك بن عبدالقادر بن علي الدرسي.



(٢) مما ترجمه لنفسه في كتاب «الأدب العربي في المغرب الأقصى» لحمد بن العباس التباج، نقلًا من شبكة ضفاف لعلوم اللغة العربية ومنتدى الأزهريين (١٤٣٢هـ). ورسمه من موقع وشم للأدب المغربي الحديث، الألوكة جمادى الأولى ١٣٢٤هـ.

ولد في البيضاء من منطقة الجبل الأخضر بليبيا. تعلم في إستانبول، عمل سكرتيرًا ومترجمًا مع الجحاهد أحمد الشريف السنوسي، وانتقل معه إلى سوريا، فالسعودية. وبعد وفاته عام ١٣٥١ه عمل في وظائف حكومية، فافتتح أول مدرسة في عسير، وبقى معلمًا فمديرًا ومعتمدًا للتعليم حتى ١٣٦٢ه، عاد إلى مكة المكرمة، ثم إلى نجد لافتتاح أوائل مدارس الرياض وما حولها، وفي الحجاز عمل في العديد من الوظائف التعليمية، ثم كان مديرًا لمكتبة مكة المكرمة حتى وافته المنية يوم الأربعاء ١٠ صفر. له مذكرتان من إملائه: أولاهما نبذة عن حياته، والأخرى تاريخ موجز عن أوضاع بلاد عسير التاريخية والتعليمية، وقد نشرهما باحث في كتاب له.

كما كتب ترجمة موجزة للشريف المذكور. وله من المطبوع أيضًا: الفوائد الجلية في تاريخ العائلة السنوسية الحاكمة بليبيا (٢ ج)، رسالة في الأماكن الأثرية بمكة المكرمة. وله من المخطوط: التعريف المفيد بملوك وأمراء آل سعود، دليل الآثار المطلوبة في مكة المكرمة المحبوبة (ولعله مطبوع؟)، رسائل تاريخية للعلماء(٣).

عبدالمالك بن محمد السليماني (۱۳۳۲ - ۱۳۹۷ه = ۱۹۱۶ - ۱۹۷۷م) (تكملة معجم المؤلفين)

عبدالمالك بن مَحمد الشباني (۱۳٤٦ - ۱۹۱۷ه = ۱۹۲۸ - ۱۹۹۱م) (تكملة معجم المؤلفين)

(٣) من كتاب: القول المكتوب في تاريخ الجنوب عيثان بن على بن جريس، ص٢٦٤ – ٤٧٧، وص٩ من كتاب له نسبت توثيقه، الحج والعمرة (محرم ١٤٤٩هـ) ص٨٢، معجم المعاجم والمشيخات ٣٠ ، ١١٣، من أعلام التربية والتعليم في مكة المكرمة ص٢٩، فقد ورثاء ص٣٥، مكتبة مكة المكرمة ص ١٢٥.

#### عبدالمتعال محمد الجبري (١٣٤٥ - ١٤١٥هـ = ١٩٢٦ - ١٩٩٥م)

عالم داعية، من أعلام الصحوة الإسلامية. من مواليد مركز الإبراهيمية بمحافظة الشرقية في مصر. تعرُّف دعوة الإحوان المسلمين مذكان طالبًا في المعهد الأزهري بالزقازيق، وكان معاصرًا لمؤسسها الإمام حسن البنا، وتتلمذ عليه وتحدَّث عن ذكرياته معه، وأعجب به إعجابًا كبيرًا وسار على دربه. حصل على إجازة في اللغة العربية، ودبلوم في التربية وعلم النفس، وماجستير ثم دكتوراه في العلوم الإسلامية تخصص التاريخ والحضارة الإسلامية من كلية دار العلوم التابعة لجامعة القاهرة. وقد عمل في مجال التدريس، ثم تفرَّغ للدعوة، ولقى في سبيلها العنت والظلم، ومرَّ على سجون كلِّ العهود التي عاصرها في مصر: فاروق وعبدالناصر والسادات ومبارك. وطاف كثيرًا من أقطار مصر داعية إلى الله، كما زار شعب الإخوان، والمعسكرات والندوات والحفلات التي تخصهم في البلاد كلها، كما نشر الدعوة في كثير من الأقطار العربية والأوربية، وهاجر إلى أمريكا الشمالية مبشرًا بالإسلام، وبقى في ولاية نيوجرسى (١٢) عامًا يدير المركز الإسلامي، وشارك في ترشيد الصحوة الإسلامية هنا وهناك، وتوفى بعد أربعة أعوام من المرض هناك. له كتابات منتشرة في العالم الإسلامي، تؤرخ للحركة الإسلامية، وتبيِّن مبادئ الدعوة وأعلامها وما يخطط لها، مع إيثار التفكير العملي على النظري.

وصدرت فيه رسالة بعنوان: سيرة شيخ الدعاة بأمريكا الأستاذ الدكتور عبدالمتعال محمد الحبري مدير وإمام المركز الإسلامي بجرسي ستي ولاية نيوجرسي/ إعداد فاروق عبدالغني الصاوي. وعدّد له فيها (٤٦)

نظرات في سورة التحريم، حوار مع الشيعة

حول الخلفاء الراشدين، لا منسوخ بآية السيف، لماذا اغتيل الإمام الشهيد حسن البنا، نظام الحكم في الإسلام بأقلام فلاسفة النصارى، المرأة في التصور الإسلامي، الضالون كما صورهم القرآن الكريم، الناصرية في قفص الاتمام، جريمة الزواج بغير المسلمات: فقهًا وسياسة، المشتهر من الحديث الموضوع والضعيف والبديل الصحيح، شطحات مصطفى محمود في الصحيح، شطحات مصطفى محمود في السنة ومصطلحات المحدثين وأعلامهم، المؤضحية: أحكامها وفلسفتها التربوية، لا الأضحية: أحكامها وفلسفتها التربوية، لا نسخ في القرآن؛ لماذا؟ ومؤلفات أخرى له ذكرتما في (تكملة معجم المؤلفين)(۱).



عبدالمتعال منصور عرفة (۱۳۶۸ – ۱۹۱۳ه = ۱۹۲۷ – ۱۹۹۲م) شیخ المقارئ المصریة.



ولد في بني عدي بمحافظة أسيوط، حصل على إجازة التجويد وعالمية القراءات من

(۱) الرياض ع ۹۷۶۱ (۱۹/۹/۲۵هـ)، الجتمع ع ۱۰۲۱ (۱۹/۹/۶/۱۶هـ) ص۲۶، وع ۱۱۳۷ (۱۹/۹/۱۶هـ) ص۱۸، موقع الإخوان المسلمين ۱//۱/۱۲۲م.

معهد القراءات بالأزهر، أخذ عن عامر السيد عثمان وعبدالفتاح القاضي وأحمد الزيات وغيرهم، درَّس في الأزهر، وفي الحزائر، عاد ليكون عميدًا لمعهد القراءات، فشيخًا للمقارئ المصرية لشؤون تعليم القراءات، وعمل مستشارًا علميًا بمجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة. مات في ٧ صفر.

له: الرياحين العطرة شرح مختصر الفوائد المعتبرة في القراءات الشاذة للأربعة بعد العشرة، كلاهما له. وله مقالات<sup>(۱)</sup>.

#### عبدالمجيد أحمد عابدين (١٣٣٤ - ١١١١ه = ١٩١٥ - ١٩٩١م)

باحث وناقد لغوي توثيقي.

ولد في منفلوط بصعيد مصر. حصل على دبلوم من شعبة اللغة العبرية بمعهد اللغات الشرقية، والدكتوراه من قسم اللغات الشرقية بكلية الآداب في جامعة فؤاد الأول عام ١٣٧٥ه، وتخصص في اللغة الحبشية القديمة، ثم انتدب لتدريسها في كلية الآداب بالجامعة نفسها (جامعة القاهرة لاحقًا)، كما درَّس في كلية الخرطوم الجامعية، عميد كلية الآداب بجامعة أم درمان الإسلامية، ورئيس مركز البحوث الإسلامية بحا، رئيس قسم اللغة العربية بجامعة القاهرة فرع الخرطوم، فأستاذ الأدب العربي بكلية الآداب في جامعة الإسكندرية حتى وفاته. وقد مُنح وسام الآداب والفنون الذهبي من الحكومة السودانية، وجائزة الدولة التقديرية. توفي يوم الثلاثاء ١٣ ذي الحجة، ۲٥ يونيو.

له كتب عديدة، منها: التوثيق: تاريخه وأدواته، لمحات من تاريخ الحياة الفكرية المصرية قبل الفتح العربي وبعده، الأمثال في النثر العربي القديم مع مقارنتها بنظائرها في (٢) منة الرحمن ص١١٤، إمتاع الفضلاء ١/ ٢٦٨. وصورته من موقع ن للقرآن وعلومه.

الآداب السابقة الأخرى (أصله دكتوراه)، بين شاعرين محددين: إيليا أبو ماضي وعلى محمود طه المهندس، من أصول اللهجات العربية في السودان، تاريخ الثقافة العربية في السودان منذ نشأتها إلى العصر الحديث، التيجاني شاعر الحمال، المدخل إلى دراسة النحو العربي على ضوء اللغات السامية، البيان والإعراب عما بأرض مصر من الأعراب/ للمقريزي (تحقيق) يليه للمحقق: دراسات في تاريخ العروبة في وادي النيل، قبائل من السودان الأوسط والسودان الغربي/ و. نكولز (ترجمة وتعليق)، الدعوة إلى الإسلام: بحث في تاريخ نشر العقيدة الإسلامية/ توماس أرنولد (ترجمة مع حسن إبراهيم وإسماعيل النحراوي). وكتب أخرى عديدة أوردتها له في (تكملة معجم المؤلفين)(١).

عبدالمجيد بن إسماعيل الخطيب (١٣٣٠ - ١٤٠٥ه؟ = ١٩١٢ - ١٩٨٥م) عالم بالقراءات.

من الموصل. أخذ العلوم الأولية عن والده، وتابع تحصيله العلمي على عدة شيوخ، منهم سعيد الرمضاني وبشير الصقال، وأخذ القراءات عن الشيخ أحمد الجوادي، وأجيز منه، وأطلق عليه (سراج القرّاء)، وعيِّن محافظًا لمكتبة حسن باشا، ودرَّس كذلك، وأسندت إليه أعمال أخرى في الموصل. توفي في شهر رمضان.

كتبه المنشورة: توضيح أصول قواعد الشفع في نشر علم القراءات السبع، شفاء الصدور في ذكر أنواع قواعد شيوخ قراء السبع البدور، عمدة المفيد وعدة عبدالجيد في أصول التجويد، مختصر فيوض النور الودود، تحذير المسلمين من بناء المساجد على القبور للساجدين، رسالة في مناسك الحج وأدعيته.

(١) من أعلام أسيوط ١٦٥/٢ وإضافات.

والمخطوطة: فيوض النور الودود برواية الشيخ حفص عن الإمام عاصم بن أبي النجود، ديوان المنبر الشريف في جمع خطب الشرع الحنيف، متن البقرية للشيخ محمد البقري، غنية الطالبين ومنية الراغبين في التجويد للشيخ محمد البقري، كشف موجز انشراح النفوس لشيخ قراء السبع لبعض الدروس، التحفة البهية في محضر الإجازة العلمية (۱).

#### عبدالمجید أبو تراب (۱۳۵۰ – ۱۹۷۷ه؛ = ۱۹۳۱ – ۱۹۹۷م) کاتب ومحرر صحفی.

من دمشق. مارس الصحافة محررًا وسكرتيرًا للتحرير، فمسؤولًا عن سكرتارية تحرير وإدارة مجلة الطيران المدني بدمشق. عضو في نقابة الصحافة وفي اتحاد الصحفيين العرب منذ تأسيسهما، وفي المركز العربي للدراسات الإعلامية للسكان والتنمية والتعمير في المقاهرة ودمشق. حرَّر في أكثر الصحف والمحلات السورية، وكتب المنوعات والقصة والشعر والمقال الصحفي، وعني بالتراث الشعبي والصناعات اليدوية، وكتب برامج تلفزيونية عن السياحة والتراث...

له كتاب موسوعي بعنوان: حرف وحرفيون في خدمة الحضارة الإنسانية: أسرار المهن تاريخًا وحاضرًا(٢٠).

#### عبدالمجید جان ماري دوشمان (۱۳۲۱ – ۱۶۰۸ هـ = ۱۹۰۸ – ۱۹۸۸م) ممتد.

من فرنسا. كان معجبًا في شبابه بالأب دوفوكو، الذي كوَّن مجموعة دينية لتختصَّ بتنصير المسلمين. دخل معهد إعداد

القسيسين، وعُيِّن على رأس كنائس عديدة في المدن والقرى الجاورة لمدينته لومانس، وكان رسامًا أيضًا، منضبطًا في عمله، مثاليًا مع الكنيسة. عثر سنة ١٣٦٧هـ (١٩٤٧م) على ترجمة لسورة الفاتحة فصار يقرأها في أدعيته المسيحية، ثم زار مسجد باریس ۱۳۷۷ه بمناسبة معرض فنی، وهناك اشترى ترجمة كاملة للقرآن الكريم، فكان يقرأ القرآن عدة مرات في العام. بعد انتهاء الحرب الجزائرية تعرّف على بعض الجزائريين واهتم محم وبمشكلاتهم مع مسلمين آخرين، فكان خير عون لهم، ثم أراد تحميعهم في مكان ليلتقوا فيه، فكان أن ساهم في بناء أكبر مسجد هناك. ثم صار يدخل المسجد الجمعة ويصلى مع المسلمين، ثم صام معهم رمضان. زار الهند وباكستان سنة ١٣٩٦هـ واستغرقت زیارته (٤٠) یومًا، فاحتفظ بانطباعات إيجابية، وكأنه اقتنع بالإسلام كاملًا لكنه أخفاه لأمور أسرية، وفي عام ١٤٠٢ه غير اسمه واختار لنفسه اسم «عبدالجيد» وهو اسم الشاب التونسي الذي ساعده على معرفة الإسلام، ومع ذلك كان يخطب في النصارى، فلاحظوا أنه يركز على عظمة الله أكثر مما يتحدث عن شخصية المسيح عليه السلام! وفي سنة ١٤٠٣هـ أعلن إسلامه رسميًا في مسجد باريس، فكان لذلك أثر في الأوساط المسيحية والإسلامية. ثم توجه إلى الدار البيضاء ليموت بين المسلمين في أرض الإسلام وهو في الثمانين من عمره، وقد اصطدم بالفرق الموجود بين فكرته عن الإسلام وأوضاع المسلمين الراهنة.. ودفن بمقبرة المدينة المغربية في الدار البيضاء تلبية

حرَّر كتابًا يتهكم فيه على تصرُّف بعض المسؤولين في الكنيسة، إلا أنه لم يرد نشر هذا الكتاب، الذي كان يقرأ صفحات منه للقسيسين وكأنه يدعوهم إلى مائدته

 <sup>(</sup>٢) موسوعة أعلام الموصل، معجم المؤلفين والكتاب العراقيين ٥/ ١٧٥. وفي بطاقة عندي أنه توفي سنة ١٤٠١هـ، ولعله الصحيح.

 <sup>(</sup>٣) موسوعة أعلام سورية ١/ ١١.

لتسليتهم (١).

عبدالمجيد بن جلون = عبدالمجيد الطيب بن جلون

عبدالمجید حاج الأمین (۱۳۵۲ – ۱۹۳۱ = 1971 ) أديب ومستشار اقتصادي اجتماعي.



من مواليد أم درمان بالسودان. نال الماجستير في الاقتصاد والتنمية الاجتماعية من جامعة ليدز. عمل سفيرًا بوزارة الخارجية، ووكيلًا لوزارة الشؤون الاجتماعية، وخبيرًا بالأمم المتحدة. ومديرًا للدائرة العربية بمجلس الصداقة الشعبية العالمية. اشترك في ندوات ومهرجانات أدبية، وكان شاعرًا. له ديوانا شعر مطبوعان: الجرح والنغم، زمان الوصل.

وديوان بالإنجليزية عنوانه: أصداء النيل. وبضع مخطوطات أدبية وشعرية.

وعدة دراسات في الأدب الشعبي السوداني(٢).

عبدالمجيد بن حبة السلمي = عبدالمجيد بن محمد حبّة

 (۱) نماذج حية للمهتلين إلى الحق: قساوسة ومبشرون ومنصرون وأحبار أسلموا/ الحسيني الحسيني معدى،
 ص.١٤٠٠

(٢) تراجم شعراء وأدباء وكتاب من السودان ص ٢٨٠ (وفيه أن والده «محسي» ويعني من النوبة. وفي موقع والده «محمد الحاج أمين»)، معجم المؤلفين السودانيين ٣٤٩/٢.

#### عبدالمجید بن حسن بن سراج (۱۳۳۱ – ۱۶۱۸ه = ۱۹۱۲ – ۱۹۹۰م)

قاض وعالم جليل، تربوي ريادي.

ولد في مدينة جرين عاصمة مقاطعة حجة أبا جفار بالحبشة، وتعلم هناك الفقه الشافعي، قدم إلى مكة وهو في السادسة عشرة من عمره، ثم استقرّ بالمدينة المنورة ودرس على علماء الحجاز، منهم الطيب الأنصاري، وعبدالرؤوف المصري. درّس، وعين قاضيًا، وترقى إلى أن كان قاضي تمييز الأحكام الشرعية، انتقل إلى الرياض ليكون عضوًا في الهيئة القضائية العليا، ثم عضوًا في هيئة كبار العلماء، وكان يقوم بوظيفة معاون الإمام وخطيب المسجد النبوي الشريف منذ عام ١٣٧١ه إلى أن أتعد. واعتبر من رواد التعليم النظامي في السعودية. مات بالمدينة يوم السبت ١٧ شوال(٣).

عبدالمجید حسیب القیسی (۱۳۴۱ - ۱۹۲۵ = ۱۹۲۳ - ۲۰۰۰م) باحث مهتم بالتاریخ.



من البصرة. عمل في إدارة كلية الحقوق، ثم في البلاط الملكي، الذي بقي وفيًا له حتى آخر حياته، وتولًى من بعد منصب وكيل وزارة الإصلاح الزراعي لمدة قصيرة. انتقل إلى الخليج، وعمل في ديوان رئاسة الإمارات العربية المتحدة، وكان له دور في صياغة القوانين والأطر الإدارية للدولة

(٣) المبتدأ والخبر ٤/ ٣٧١.

الناشئة، وانكب في أوقات فراغه على الترجمة والتأليف، إلى أن توفي يوم ٨ ذي الحجة، ١٨ كانون الثاني.

له: هوامش على تاريخ العراق السياسي الحديث، التاريخ السياسي والعسكري للآشوريين في العراق، التاريخ يكتب غدًا. وترك كتابًا مخطوطًا بعنوان: البهيج في أخبار الخليج.

وترجم: سلطنة عُمان خلال حكم السيد سعيد بن سلطان ١٧٩١ - ١٨٥٦/ المردولف سعيدرون، المجتمع الإسلامي والغرب/ هارولد بوين وهاملتون جب، مذكرات أميرة عربية، العراق: دراسة في علاقاته الخارجية وتطوراته الداخلية في علاقاته الخارجية وتطوراته الداخلية اف بنروز، الثورة العباسية/ محمد عبدالحي شعبان، التاريخ الإسلامي في تفسير جديد (للسابق)(1).

#### عبدالمجید حسین السالم (۱۳۳۰ – ۱۳۹۱ه = ۱۹۱۱ – ۱۹۷۲م)

مؤرخ ونسّابة إمامي.

ولد في كربلاء. تخرج في كلية الإمام الأعظم. درَّس في ابتدائيات كربلاء، وصقل مواهبه في نواديها العلمية والأدبية، وجدَّ في التحقيق والتنقيب في التأريخ والأنساب والأدب، وكتب مقالات متنوعة في الصحف. توفي يوم الجمعة ١١ محرم، ١٢ كانون الثاني.

من مؤلفاته: تصميم من تاريخ كربلاء، ضالة الملأ في تاريخ كربلاء (٦ مج، خ)، دليل المراقد والمزارات (خ)، الطرائف في الحوادث والأخبار (خ)، معجم البلدان والأماكن العراقية (خ)، أنساب العشائر العراقية (خ)، أنساب السادة العلويين (خ)، تاريخ قبيلة المسعود (خ)، تاريخ

(٤) صحيفة الاتحاد (الإمارات) ٢٠١٠/٢٠، ٢م، معجم المؤلفين والكتاب العراقيين ١٧٤/٥ وإضافات.

قبائل عنزة  $(\pm)$ ، تاریخ قضاء شقلاوة وعشائره  $(\pm)^{(1)}$ .

عبدالمجيد الحوسي (١٣٦١ – ١٤٢٩هـ = ١٩٤٢ – ٢٠٠٨م) كاتب ثقافي.



من تونس. أقام في المهجر. قضى حياته متنقلًا بين تونس وإيطاليا للتعريف بالثقافة التونسية والعربية والإسلامية في أوربا، وقد درس حتى الدكتوراه، وركز في كتاباته على حوار الحضارات والثقافات، وحصًل عدة جوائز من إيطاليا وفرنسا. مات في ٦ جمادى الآخرة، ١١ مايو.

له: أصوات على طريق العبور (رواية حصل بحا على جائزة كومار الذهبية)(٢).

عبدالمجيد الخوئي = عبدالمجيد بن أبي القاسم الخوئي

عبدالمجيد ديشو (٠٠٠ - ١٤٢٠هـ = ٠٠٠ - ١٩٩٩م) قائد مقاتل.

ويقال له أيضًا: أبو مصعب عبدالجيد. تولًى زعامة تنظيم الجماعة السلفية للدعوة والقتال في الجزائر، نصب الجيش الجزائري كمينًا له بناحية أريس التابعة لولاية باتنة نحاية العام الميلادي وقتله (٣).

المنتخب من أعلام الفكر ص٢٨٣. ويلاحظ أن ١٢
 كانون الثاني يوافق يوم الإثنين وليس الجمعة.

(٢) وكالة الأنباء الفرنسية (جمادى الأولى ١٤٢٩هـ).

(٣) الرياض ع ١٣٧٣٦ (١/١/٢١١هـ).

عبدالمجيد رزق الله = عبدالمجيد بن العروسي رزق الله

عبدالمجيد السالم الحياري (١٣٣٣ - ١٤٠٨ هـ = ١٩١٤ - ١٩٨٨م) (تكملة معجم المؤلفين)

عبدالمجید السید قطامش (۱۹۹۳ – ۱۹۱۳ه = ۲۰۰۰ – ۱۹۹۳م) باحث محقق.

حصل على الدكتوراه في الدراسات الأدبية من كلية دار العلوم بجامعة القاهرة عام ١٣٩٥، وترك مصر منذ مدة طويلة. عمل أستاذًا في كلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة أم القرى في مكة المكرمة، ومحققًا باحثًا في مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي بالجامعة نفسها، وأشرف على رسائل جامعية عديدة، وكان حصوله كلية التربية للبنات بجدة، وكان حصوله على درجة الماجستير منذ عام ١٣٨٥ه، بتحقيق كتاب «الأمثال السائرة» لحمزة بدراسة الأمثال العربية الفصيحة وتحقيقها، بدراسة الأمثال العربية الفصيحة وتحقيقها، ويبدو ذلك من خلال مؤلفاته التالية:

ASSISTANCE

ASSIST

الإقناع في القراءات السبع/ لأحمد بن علي بن الباذش (تحقيق وتقديم، ٢ مج)، جمهرة الأمثال/ لأبي هلال العسكري (تحقيق وتعليق ووضع فهارس بالاشتراك مع محمد أبو الفضل إبراهيم، ٢ مج)، الأمثال/ لأبي

عبيد القاسم بن سلام (تحقيق وتعليق وتعليق وتقليم)، الدرة الفاخرة في الأمثال السائرة/ حمزة بن الحسن الأصفهاني (تحقيق وتقديم ووضع فهارس، أصله ماجستير).

ورسالته في الدكتوراه: الأمثال العربية حتى نماية القرن الرابع الهجري: دراسة تاريخية تحليلية.

عبدالمجيد الشاذلي = عبدالمجيد يوسف الشاذلي

عبدالمجيد شُبكشي (١٣٣٨ - ١٤١١ه = ١٩٢٠ - ١٩٩١م) إداري ومحرر صحفي.



وُلد بمدينة جدة، نشأ يتيمًا، وتلقى دراسته الثانوية في مدارس الفلاح، عمل بعدها كاتبًا للحاصلات بإدارة البرق والهاتف، ثم انتقل إلى إدارة الشرطة كاتبًا للضبط، وترقى إلى صار مديرًا للحوازات والجنسية، كما عمل مساعدًا للمدير العام لشؤون الحج في إدارة الحج، وعيّنه الملك سعود مديرًا لمكتب مراقبة الأجانب، إلى أن صار مديرًا لشرطة جدة. أما حياته الصحافية فقد بدأها مراسلًا صحفيًا، وتدرج إلى أن وصل لرئاسة تحرير صحيفة «البلاد»، وعيّن بعد تركه للمنصب نائبًا لمدير عام مؤسسة البلاد. عضو مؤسس لجامعة الملك عبدالعزيز بجدة، وعضو الجمعية العامة لمؤسسة الملك فيصل وعضو الجمعية العامة لمؤسسة صندوق البر

بجدة. توفي في منتصف شهر ربيع الآخر.



عبدالمجيد شبكشي رأس تحرير صحيفة البلاد

صدر فيه كتاب: عبدالجيد شبكشي رجل الأمن والصحافة والأدب/ محمد المنقري. كما أصدرت مؤسسة تحامة ملفًا خاصًا به عنوانه: الصحافة تودع رائدها. وضمَّ إلى جانب ترجمته، مجموعة من المقالات التي نشرت عنه في الصحف والمحلات<sup>(١)</sup>.

عبدالمجيد الشققي = عبدالمجيد بن محمد خير الشققي

عبدالمجيد شكري التاجي الفاروقي (٠٠٠ – ١٤٠٦ه = ٠٠٠ – ١٩٨٦م)

لغوي تربوي.

من أسرة معروفة بالثراء والجاه في فلسطين، في وادي حنين بالقرب من يافا. شرد بعد نكبة ١٩٤٨، لجأ أول الأمر إلى مصر، ثم انتقل إلى بريطانيا ليلتحق بجامعة أوكسفورد حتى حصل منها على الماجستير. عين أستاذًا محاضرًا في اللغة العربية بجامعة دارام في الشمال الشرقي من إنجلترا، وعهد إليه تدريس نخبة من طلاب العلم المتقدمين، فلاحظ صعوبة تعلمهم اللغة العربية، وخاصة شكل الحروف وحركاتها، حيث إنما غالبًا تطبع بدون شكل، مما يربك

(١) الموسوعة الأدبية ٣/ ١١١، الفيصل ع ١٦٦ (ربيع الآخر ١٤١١هـ) ص١٢١. وتاريخ ولادته من معجم الكتاب والمؤلفين في المملكة العربية السعودية ط ٢ (ص٨٢)؛ بينما ورد في المصدر الأول أنه مات عن ٦٣ عامًا، الموسوعة الأدبية ٣/ ١١١، الاثنينية ١/ ٥٠، المشاهير بين الخجل والحياء ١/ ١٦٥، دليل الكاتب السعودي ١٨٢٠

الطالب الأجنبي فلا يعرف النطق الصحيح إذا لم تدون عليها الحركات، فصار هذا الأمر هاجسه وشغله الشاغل! واهتدى إلى طريقة جديدة للتهجئة والكتابة دونما حاجة إلى الشكل القديم، وسمى طريقته الجديدة «العربية السماعية»، وأعلن وصوله إلى هذه النتيجة أمام هيئة التدريس في معهد الدراسات الشرقية بجامعة دارام في ٦ كانون الأول (ديسمبر) سنة ١٩٥٩، ثم ضمَّن تفصيلات مشروعه المقترح محاضرة ألقاها في الجلسة المنعقدة خصيصًا لبحث الطريقة الجديدة أمام لجنة تيسير الكتابة في مجمع اللغة العربية بالقاهرة في ١٤ من نيسان (أبريل) سنة ١٩٦٠. وتوفي بلندن.

أصدر كتابًا يتضمن منهجه النظري والتطبيقي في تعليم اللغة العربية للأجانب، بعنوان: العربية السماعية: طريقة جديدة للتهجئة والكتابة.

ويُقرأ عنوان كتابه حسب طريقة التعليم التي يريدها على النحو التالي: العربيتو السماعييتو: طريقتون جديدتون لي التهجأتي والكتابتي!

وله أيضًا: تطور ضبط الكتابة العربية، ديوان الإمام العارف ابن الفارض (نسخها المترجم له بطريقته السابقة)(١).

عبدالمجيد بن صادق الآبادي قارئ حافظ.

من المدينة المنورة. درس في المسجد النبوي الشريف ما يزيد عن (٤٠) عامًا. وقد حفظ القرآن الكريم، وجمع القراءات الكبرى والصغرى، وأجيز بعد أن احتبر في المسجد النبوي أمام ملاً من الناس، حتى عُرف بإتقانه القراءات وحفظه القرآن الكريم. من شيوخه حسن إبراهيم الشاعر،

(۲) الشرق الأوسط ع ۲۷۸۱ (۱۱/۳ /۱۱۰۸هـ)،
 موسوعة أعلام فلسطين ٥/ ۲۲۲.

محمد الطرازي، قاسم أنديجاني. ثم درس العلوم الشرعية والعربية على علماء عصره بالمسجد النبوي والمسجد الحرام، ثم عيّن مدرِّسًا بوزارة المعارف، فمراقبًا لطبعات المصاحف بدار الإفتاء، ثم قام بأعمال شؤون المصاحف بالدار، وكان داعية من قِبَلها. وقام بمراجعة ترجمة معاني القرآن الكريم باللغة الإيغورية، وهي لغة تركستان الشرقية. وقد درَّس القرآن الكريم منذ سنة ١٤٠٧ه. ومات في ٢ ذي الحجة.

مصنفاته: سراج القاري إلى تجويد كلام الباري، كتيبات خمسة في أركان الإسلام الخمسة، مرشد العالمين إلى ما فيه سعادة الثقلين، سعادة الدارين في فقه العبادات (وكلها بالتركستانية)<sup>(۳)</sup>.

عبدالمجيد طالب (VT71 - 0131a = V3P1 - 3PP19) (تكملة معجم المؤلفين)

عبدالمجيد طرابلسي = عبدالمجيد عبدالرحيم طرابلسي

عبدالمجيد الطيب بن جلون (VYY1 - 1.31a = PIPI - 1APIG) أديب، شاعر، دبلوماسي، محرر صحفي.



ولد في الدار البيضاء، ذهب مع أسرته إلى إنحلترا وهو رضيع، عاد ليلتحق

(٣) إمتاع الفضلاء ١/ ٢٧٦، ملتقى أهل الحديث (ربيع الأول ٢٩ ١٤٢٩ هـ) وفيه وفاته ٤٢٨ ١هـ، وأنما في ٢ ذي الحجة.

بالقرويين، وحصل على إجازة في الآداب من الجامعة المصرية، ودبلوم عال من معهد التحرير والترجمة والصحافة. شارك في تأسيس مكتب المغرب العربي في القاهرة، وظلَّ مديرًا للمكتب نحو ثماني سنوات، والقضية المغربية خاصة. عاد ليتولى رئاسة تحرير حريدة «القلم» لسان حال حزب الاستقلال، ثم كان أول سفير للمغرب في باكستان. عاد ليستمر سفيرًا بوزارة في باكستان. عاد ليستمر سفيرًا بوزارة الخارجية حتى وفاته. شارك في ندوات ومؤتمرات عديدة، وله قصص ومقالات وقصائد في صحف ومجلات عربية ودولية.

ومما كتب فيه: خطاب الذات في الأدب العربي: قراءات منهجية في: الطفولة لعبدالمجيد بن جلون – الرحلة الأصعب لفدوى طوقان – أديب لطه حسين/ محمد معتصم، ١٤٢٨ه.



عبدالمجيد الطيب بن جلون رأس تحرير جريدة العلم

وله كتب منها: براعم، حولات في مغرب الأمس بُعيد الحماية، في الطفولة (رواية)، لولا الإنسان، مارس استقلالك، هذه مراكش، وادي الدماء، معركة الوادي، المغرب في الأدب الإنجليزي، مذكرات المسيرة الخضراء، القضبان (رواية)، صراع في ظلال الأطلس (قصص)(١).

(۱) معلمة المغرب ۹/ ۳۰۷۰، دليل الكتاب المغاربة ص٢٦، الموسوعة العربية السورية ٧/ ٢٥٦، المرشد لتراجم الكتاب ص٨٥، المفيد في تراجم الشعراء ص٢٩، مشاهير الشعراء والأدباء ص٢٥٢، الفيصل ع ٥٥ (ذو الحجة ١٤٤١هـ)، و ع ٢٠٢ ص ٩١، مع الأدب والأدباء ص٣٣٦، أعلام الأدب العربي المعاصر ١/ ٣٤٩، معجم

عبدالمجيد عابدين = عبدالمجيد أحمد عابدين

عبدالمجيد عامر = محمد عبدالمجيد عامر

عبدالمجید عبدالحمید شومان (۱۳۳۱ – ۱۶۲۱ه = ۱۹۱۲ – ۲۰۰۵م) مصرفی ریادی.



ولد في بيت حيفا بمدينة القدس. حصل على الماجستير في العلوم المصرفية من جامعة نيويورك، التحق بإدارة البنك العربي عام ١٣٤٩هـ (٩٤٩م) بفلسطين حيث كلفه والده بذلك، وبعد وفاته عام ١٣٩٤هـ (١٩٧٤م) تسلم رئاسة مجلس البنك الذي غدا مؤسسة قومية مصرفية متحذرة، فقد تعددت فروعه في أنحاء العالم رئاس العديد من المؤسسات الوطنية والعربية، وكان قد استقرَّ بعمَّان، ودعم المؤسسات الحيرية والثقافية والعلمية، وأصبح عضوًا في مجلس الأعيان لدورتين. توفي يوم الثلاثاء محمد المؤول، ٥ تموز (يوليو)(٢).

عبدالمجيد عبدالرحيم طرابلسي (١٣٤٥ – ١٩٩٦ م)

كاتب إسلامي وزير.

عبدالمجيد شومان تسلم رئاسة البنك العربي بعد

والده

من حمص. تخرج في كلية الحقوق بجامعة دمشق، حصل على شهادة اختصاص في الحقوق الخاصة، ولقب أستاذ المحاماة، ودبلوم الشريعة الإسلامية من جامعة القاهرة، والماجستير والدكتوراه من جامعة كراتشي بباكستان في الفلسفة الإسلامية. وكان عضوًا في مجلس الأمة للجمهورية المتحدة، وعضوًا في مجلس الشعب لدورتين في سورية، ثم وزير أوقاف من لدورتين في سورية، ثم وزير أوقاف من على

تأسيس ثانويات شرعية. توفي يوم الاثنين

٣ محرم، ٢٠ أيار (مايو)

له أكثر من (١٤) كتابًا في علوم الاجتماع والخدمات الاجتماعية والبر في الشريعة الإسلامية، منها: النفس المطمئنة، الإسلام دين التكافل والاستصلاح، انتصار الإسلام في غزوة بدر الكبرى، التكافل الاجتماعي في الإسلام، مناهج الدعوة الإسلامية، ردود تاريخية على كتاب تاريخ الكنيسة المسيحي، مفهوم الأمر عند الإمام أبي حامد الغزالي، مفاهيم الحج وحكمه في الإسلام، مع القلب السليم "ا.

الروائيين العرب ص٢٧٨.

(٢) الشرق الأوسط ع ٩٧١٧ (٢٦/٥/٢٩)، الأهرام ع (٤٣٣١١)، بالتاريخ السابق، موسوعة أعلام فلسطين ٥/ ٢٢٢.

 (۳) تشرین ع (۱۵۲۱) ۱۱۷/۱/۶ه، علماء دمشق وأعیانها ص۳۱۲.

عبدالمجید بن عبدالعزیز آل سعود (۱۳۲۳ – ۱۹۲۸ هـ ۱۹۴۳ – ۲۰۰۷م) أمير منطقة مكة المكرمة.



ولد في الرياض، تعلم القرآن، التحق بكلية العلوم البحرية العسكرية في بريطانيا، عيِّن عام ١٤٠٠هـ أميرًا لمنطقة تبوك، أميرًا لمنطقة المدينة المنورة عام ٤٠٦هـ وأسهم في تطويرها ثقافيًا واجتماعيًا، وبعد وفاة الأمير ماجد عيِّن عام ١٤٢٠ه أميرًا لمنطقة مكة المكرمة، وساهم في تطويرها أيضًا، حيث عُرف من بين الأمراء بنجاح مشاريعه المتميزة. من إسهاماته في المدينة إنشاء جمعية الثقافة والفنون، والمعرض الدائم للصناعات الوطنية، ومركز بحوث ودراسات المدينة المنورة. وقد رأس لجنة الحج المركزية التي تشرف على الجانب التنظيمي لموسم الحج، كما رأس الهيئة العليا لتطوير مكة المكرمة. مات في أمريكا بينما كان يعالج من مرض عضال صباح يوم السبت ١٨ ربيع الآخر، ٥ أيار (مايو).

صدر فيه كتاب بعنوان: عبدالجيد بن عبدالعزيز آل سعود: منجزات على طريق البناء والتطوير/ مشعل الحارثي(١٠).

عبدالمجيد عبدالعزيز القصّاب (١٣٢٥ – ١٤٠٨هـ = ١٩٠٧ – ١٩٨٨م) طبيب سياسي وزير.



من بغداد. درس الطب واللغة الفرنسية في الحامعة السورية، وأنحى دراسة الطب في جامعة مونبليه بفرنسا. عاد إلى بغداد وعين طبيبًا للأمراض الداخلية بالمستشفى الملكي، وفي عام ١٣٥٤ه كان من بين مجموعة السبت (نادي المثنى)، انتخب مساعدًا لعميد كلية الطب، ساهم في تأسيس كتائب الشباب مع درويش المقدادي. وفي عام ١٣٦٥ه تطوع لنجدة دمشق عندما ضركا الفرنسيون، وبدأ اشتغاله بالسياسة وزيرًا ثلاث مرات للصحة والمعارف ١٣٧٢ه.

له أبحاث كثيرة منشورة في الصحف، ومن كتبه المطبوعة: الاقتصاد الموجه في العراق، الدفاع السلبي ووقاية المدنيين من الغارات الجوية والغازات السامة، رحلة إلى تونس: عتبة السلام، رسالة إلى أنمار من الطبيب الدكتور عبدالجيد القصاب بتاريخ الطبيب الدكتور عبدالجيد القصاب العصب الودّي الرقبي الخلفي (رسالة الدكتوراه في الطب من جامعة مونيليه، طبعت بالفرنسية)، ملاحظات دستورية، لمحات دبلوماسية: من ذكريات المؤلف في كلية الحقوق قبيل قيام ثورة تموز العراقية.

ولــه أيضًا كــتب مخطــوطة بالعــربية والفرنسية(٢).

عبدالمجيد عبدالقادر الفقي (١٣٦٥ - ١٣٦٤هـ = ١٩٤٥ - ٢٠١٢م) (تكملة معجم المؤلفين)

عبدالمجيد بن العربي بن جدُّو (١٣٣٧ - ١٤١٥ه = ١٩١٨ - ١٩٩٤م) (تكملة معجم المؤلفين)

عبدالمجيد بن العروسي رزق الله (۱۳۲۲ – ۱۹۲۵ه = ۱۹۲۳ – ۲۰۰۶م) سياسي طبيب.

ولد بمساكن في الجزائر، نال الدكتوراه في طبّ الأطفال من باريس. التحق بالحزب الدستوري الجديد، وكان نائب مجلس الأمة عن مساكن، شارك في مؤتمرات طبية وسياسية، وترأس قسم الأطفال بمستشفى سوسة في تونس، وتميز بكتابة الوصفات الطبية باللغة العربية. مات في ٢٢ جمادى الآخرة، ٨ أغسطس بسوسة، التي فضّل السكن بها.

نشر بحوثًا في جرائد ومجلات، وأصدر كتبًا في الطب والسياسة والحضارة بالعربية والفرنسية، وأحرى فيها رؤى اشتراكية. كتبه التي طبعت بالعربية هي: تنظيم النسل، طفلك في سنواته الأولى، عشرة أيام بين موسكو وطشقند، نظرات في اشتراكيتنا، في سبيل مجتمع جديد ومستقبل أفضل، أي ديمقراطية أي مجتمع، طريق العودة أو قضية فلسطين بين الأمس واليوم(٣).

عبدالمجيد علي = عبدالمجيد أبو المجد على

 <sup>(</sup>٢) سيرة ذاتية بقلمه في (مجالس الأدب) ص٤٤٣، موسوعة أعلام العراق ١/ ١٣٥، معجم المؤلفين العراقيين ٢/ ٣٤١.

 <sup>(</sup>١) موسوعة الشخصيات السعودية ص ٢٤، الأهرام ع ٤٣٩٨٠ (١٩/٤/١٩) العربية نت ١٤٢٨/٤/١٩هـ)، العربية نت ١٤٢٨/٤/١٩هـ. وهو الابن الثالث والثلاثون الماك عبدالعزيز.

#### عبدالمجيد علي دودين (١٣٨٢ - ١٤٣٠ه = ١٩٦٢ – ٢٠٠٩م) قائد شهيد.



ولد في قرية البرج غرب بلدة دورا جنوب الخليل. انطلق في عمله الدعوي من اليمن، بعد أن أنحى تعليمه الجامعي هناك، وأصبح داعية نشطًا، عاد ليدرِّس في مدارس الجمعية الخيرية الإسلامية بالخليل، والتحق بكتائب القسام، شارك في الجهاد والقيام بالعديد من العمليات العسكرية التي بالعمليات العدو، وجنَّد المجاهدين للقيام بالعمليات الاستشهادية، وصار مطلوبًا من قبل اليهود منذ سنة ١٤١٥ه، وقد اعتقل من قبل السلطة الفلسطينية خمس سنوات، وطارده اليهود بعد ذلك، إلى أن اغتيل في أحد الكهوف بقرية دير العسل بمحافظة الخليل، يوم الخميس ٤ جمادى الآخرة، ٢٨ أيار (مايه)(١).

#### عبدالمجید بن علي آل أبي المكارم (۱۳۶۶ – ۱۹۲۹ه = ۱۹۲۰ – ۲۰۰۲م) عالم شیعی إخباري.



(۱) موقع القـلس (الخميس ۲۸ مايو ۲۰۰۹م)، الجزيرة نـت بتاريخ ۲/۲/۲ هـ.

ولد في العوامية بالسعودية. قرأ على والده، ثم على علماء الشيعة بالنجف، عاد مقيمًا في سيهات بالسعودية قائمًا بالدعوة والإمامة، متصدرًا لأمور المجتمع. وكان زعيم الإخباريين في المنطقة، حيث إن الشيعة الإمامية تنقسم إلى الأصولية والإخبارية والشيخية، والأصوليون والإخباريون فرقة واحدة، تنفقان في الأصول والفروع(؟)، وتختلفان في طريق استنباط الحكم الشرعي. مات في ٢٥ أو ٢٦ رمضان.

ومماكتب فيه:

الشيخ عبدالمحيد ابن الشيخ علي أبو المكارم: من وحي المنبر والمحراب/ محمد أمين أبو المكارم.

في قلوب المؤمنين: إشراقات من حياة العلامة الحجة الشيخ عبدالجيد أبي المكارم/

أديب أبو المكارم.

ومن تآليفه المطبوعة: دليل المسلمين في أعمال الحرمين مكة والمدينة، الأجوبة السيهاتية في المسائل النويدرية، المنح الإلهية في الجالس العاشورية، هداية المسترشدين في معرفة أصول الدين.

المؤلفين)<sup>(۲)</sup>.

عبدالمجيد فرغلي النخيلي (۱۳۵۱ - ۱۶۳۰ه = ۱۹۳۲ - ۲۰۰۹م) شاعر ملحمي رحّالة.



من صعيد مصر. محاز في الحقوق، عمل مفتش تحقيقات بالتربية والتعليم، عميد نادي أدب ثقافة صدفا التابعة لمديرية الثقافة بأسيوط، أسهم في الحركة الشعرية بأسيوط

مدق اسبوط ف۱۱۹۱۱ من عبد الجيد و بحد المختل به المستوط ف۱۱۹۱۱ من عبد الجيد و بحد المختل بالمسب الرساد المتبد المال المنطلق و مس بحد بحست مورم بعلة الحبار الأودب المحمد المسبب من عند الله مبارك و بعد و بعد العاد دهم (۱۶) المساد و الأحد ٢٥ وبعد العاد دهم (۱۶) المساد و المدن مورة الفاد المدن من العرب النان الفراسي جان ليونارد (۱۰،۷۱-۱۰۹۹) من مقتلهات من المتبد المستردام و و المستردام و المست

#### عبدالمجيد فرغلي (خطه)

والمنيا، وعد من شعراء الوطنية، نشر قصائده في دوريات مصرية وعربية، وعارض أعلام الشعر في قصائد له ودواوين. توفي يوم الخميس ١٦ ذي الحجة، ٣ ديسمبر. ومما كتب في شعره:

الاتجاه الوجداني في شعر عبدالمجيد فرغلي (أو دراسة تحليلية عن الشعر الوجداني عند ....) مرفت عبدالواحد فرغلي (ماجستير – جامعة الأزهر بأسيوط).

فنُّ المعارضات الشعرية عند عبدالجيد

 (٢) المنتخب من أعلام الفكر والأدب ص٢٨٤، معجم البابطين لشعراء العربية.

ومن دواوينه المطبوعة: الدرة الفريدة في

النظم المقيدة، النفثات الصدرية في رثاء

العترة النبوية، المراثى الإسلامية في رثاء

العترة النبوية، الدرة البيضاء في التوحيد.

وله كتب مخطوطة ذُكرت في (تكملة معجم

فرغلي: دراسة تحليلية فنية عبدالكريم عياد (رسالة ماجستير - جامعة الأزهر بأسيوط).

الجانب السياسي في شعر عبدالجيد فرغلي: دراسة تحليلية ونقدية/ حمادة عبدالصبور فهمي (ماجستير - جامعة الأزهر بأسيوط).

عبدالجيد فرغلي شاعرًا عربيًا/ على الله ربيع محمد (رسالة علمية - جامعة الأزهر بالقاهرة).

ديوان الشاعر عبدالجيد فرغلي (حورية على الأرض) ضمن مطارحاته مع أبي نواس/ رزق المرسى أبو العباس (رسالة دكتوراه). ذكر أن له أكثر من (١٢٠) ديوان، ما بين مخطوط ومعدِّ للطبع، من عناوينها: يقظة من رقاد، العملاق الثائر، أشواق، ملحمة الخليل إبراهيم (مسرحية شعرية في ١٤ جـ (، ، ، ، ۲ بيت)، منذ الخليقة حتى الرسالة الحمدية)، ملحمة السيرة الهلالية (٩ج، ٣٦٠٠٠ بيت)، عودة إلى الله، مسافر في بحر عينين، رابعة العدوية (مسرحية شعرية)، القصائد العذرية في المعارضات الشعرية، المطارحات الشعرية بين الذات والمعاصرة (٣ج)، على برج الخيال (ديوان)، العروبة وعودة فلسطين (مسرحية شعرية)، من أيطال الإسلام (ملحمة شعرية). وغيرها المذكورة في تكملة معجم (المؤلفين)(١).

الأمين العام لمؤسّسة الخوئي الخيرية في لندن. شقيق «محمد تقي الخوئي» الذي اغتيل عام ١٤١٤ه.

طُعن حتى الموت داخل مرقد الإمام على في النجف مع سادن الروضة الحيدرية حيدر الرفيعي الكليدار في الثامن من صفر، وذكر أن اغتياله كان من قبل جماعات من مريدي مقتدى الصدر (٢٢ عامًا) نجل المرجع الشيعي محمد صادق الصدر، الذي اغتيل هو الآخر (الأب) قبل عامين من الحادث. صدر فيه كتاب: مسيرة تضحية وجهاد (أصدرته مجلة النور بلندن).

وآخر نقد عنوانه: عبدالجيد الخوئي وشاهد بلا شهادة: محاكمة شاهد واستقراء مشروع/ محمد حسين بزي(٢).

عبدالمجيد لطفي بن عمر البياتي (١٣٢٣ - ١٤١٧ هـ = ١٩٠٥ - ١٩٩٢م) قاص ريادي، كاتب شاعر.



من خانقين بالعراق. تخرج في ثانوية الصناعة، عين في وزارة المالية بوظيفة كاتب، شكل مع جعفر الخليلي وذي النون أيوب ريادة القصة العراقية، شغف بالكتابة منذ

(۲) الشرق الأوسط ع ۸۹۰۰ (۲۰۰۳/٤/۱۱)، الحياة ع ۱۶۲۲/۲۹)، الحياة

نعومة أظفاره، فكان كاتبًا قصاصًا، وأفاد من معرفته اللغة التركية، وعدَّ من أغزر كتاب القصة العراقية.

بلغت كتبه المطبوعة (١٦) كتابًا، توزعت بين القصة والشعر والمسرحية والدراسة، منها: أصداء الزمن، الإمام علي رجل الإسلام المخلد، أنشودة تموز: خواطر وعواطف، بعض الذكريات، تصابي الكلمات (شعر)، الرجال تبكي بصمت، عفيفة: خواطر أدبية، عيد في البيت، في الطريق، قلب الأم، نظرات في الأدب الكردي (بالمشاركة)، خليج المرجان (شعر)، الجذوة والريح (قصص)(٣).

عبدالمجيد أبو المجد علي (٠٠٠ - ١٤٣٣ه = ٠٠٠ - ٢٠١٢م) (تكملة معجم المؤلفين)

عبدالمجيد بن محمد الأنصاري (١٣٣٠ - ١٩٩١هـ ١٩٩١ م) (تكملة معجم المؤلفين)

عبدالمجيد بن محمد حبَّة (١٣٣٠ - ١٩١٢ه = ١٩١١ - ١٩٩٢م) مفت ومستشار ديني.



(٣) أعلام الأدب في العراق الحديث ٣/ ٢٠٥٠ الموسوعة الكبرى لمشاهير الكرد ٣/ ١٤٧٠ موسوعة أعلام العراق / ١٤٧٠ معجم المؤلفين والكتاب العراقيين ٥/ ١٧٨ معجم المؤلفين العراقيين ٢/ ٢٤٣٠ الفيصل ع.٢٠٨ (شوال ١٤٢٨هـ) ص١٤٢٨.

(۱) مما كتبه ابن المترجم له في منتديات داماس ۲۰ / ۲۰ / ۲۰ م.

عبدالمجيد بن أبي القاسم الخوئي ( . . . - ۲۰۰۳ م)

ابن المرجع الشيعي الأكبر «أبي القاسم

الخوئي» الذي تخرَّج عليه آلاف من علماء

وجه شيعي.

الشيعة الكبار.

ولد في مدينة سيدي عقبة بولاية بسكرة في الجزائر، ودرس على علماء مدينته، عمل معلمًا ومفتيًا بمسجد عقبة بن نافع، ورئيسًا للجنة الفتوى بولاية بسكرة، إضافة إلى كونه محاضرًا ومستشارًا دينيًا في بعض الجهات الرسمية والعلمية، وقد شارك في ثورة التحرير، وكان عضو جمعية العلماء المسلمين. ختم في مسجد عقبة تفسير القرآن الكريم تدريسًا ما بين ١٣٥٩ — المسلة.



مسجد عقبة بن نافع، الذي فسر فيه عبدالمجيد بن محمد بن حبة القرآن كاملًا

وله تصانيف متعددة، منها: الإعلام بما اتفق عليه الستة الأعلام من الأحاديث والأحكام، تذكرة أولي الألباب بملخص تاريخ بسكرة والزاب، عقبة بن نافع القائد المظفر، قصة الاشتراكية (نقد للفكر الماركسي)، الهمّة فيما ورد في العمّة، ديوان العلامة عبدالجيد حبة، قيد الأوابد من حياة خالد، إسعاف السائل برؤوس المسائل، كتاب في أعلام بسكرة(١).

عبدالمجيد بن محمد خير الشققي (١٣٥٥ - ١٠١١ه = ١٩٣٦ - ٢٠١٠م) (تكملة معجم المؤلفين)

عبدالمجید بن محمد المنیع (۱۰۰۰ - ۱٤۲٥ه = ۲۰۰۰ - ۲۰۰۶ه) فقیه حرکي.



من السعودية. من أبرز منظّري تنظيم القاعدة، كان يكتب الفتاوى للتنظيم، وكان مطلوبًا. قُتل أواخر شهر شعبان. من مؤلفاته رسالة بعنوان: عقيدة الطائفة المنصورة.

#### عبدالمجيد محمود القره غولي (١٣٢٧ - ١٤١٢ه = ١٩٠٩ - ١٩٩٢م) وزير اقتصادي.

ولد في بغداد، أنمَّ دراسته الاقتصادية في نيويورك، والحقوق في بغداد. عيِّن وزيرًا للاقتصاد، ثم المالية، واختير نائبًا لرئيس محلس الاتحاد العربي في عمَّان. توفي في الأول من شوال، ٣ نيسان.

له بحوث ومقالات اقتصادیة نشرت في الصحف والمحلات، وألف «المصارف في العراق»، وحقق مذكرات جمال باشا من تعریب أحمد شكري، خطاب عن منهج الإعمار العام للسنوات ١٩٥٥ – من بعنوان: مذكرات عبدالجید محمود الوزیر في العراق/ أعدها وقدم لها عماد عبدالسلام رؤوف().

عبدالمجيد محمود مطلوب (١٣٥١ - ١٤١٨ه = ١٩٣٧ - ١٩٩٧م) فقيه مصنّف مجتهد.

وعلى إجازة في الحقوق من جامعة عين شمس ثم دبلوم، ودبلوم آخر في الشريعة، وإجازة في القضاء تعادل الدكتوراه. أتقن عدة لغات، ودرَّس الرياضيات واللغة الفرنسية أيضًا! أستاذ في عدة جامعات، منها صنعاء والكويت، أستاذ ورئيس قسم الشريعة الإسلامية بجامعة عين شمس حتى وفاته. عضو في لجان عديدة، منها المحلس الأعلى للشؤون الإسلامية، واللجنة القومية للإصلاح التشريعي بمركز المعلومات ودعم القرار بمجلس الوزراء المصري. وكان نموذجًا للعالم الجاهد، يهتم بطلبة العلم خاصة، ويقدِّم لهم غمرة وقته وجهده. وكان مسؤولًا عن الإفتاء في عدد من الصحف والمحلات. مات في شهر جمادي الآخرة، أيار (مايو). أغلب مؤلفاته مقارنات بين الشريعة الإسلامية والقانون المدني، وأهم مؤلفاته هي: نظرية الإرادة المنفردة في الفقه الإسلامي (دكتوراه)، التدابير الزهيرية [هكذا؟] في الفقه الإسلامي، طرق استنباط الأحكام من النصوص، أصول الفقه الإسلامي، تاريخ الفقه الإسلامي، النظريات العامة في الفقه الإسلامي، الزواج والطلاق في الفقه الإسلامي، أحكام الميراث والوصية والوقف، الفضالة: دراسة مقارنة في الفقه الإسلامي والقوانين الوضعية، المدخل في التعريف بالفقه الإسلامي وتاريخه وأسسه وخصائصه ومصادره.

ولد في القاهرة من أسرة أزهرية. حصل على

الدكتوراه في الشريعة من جامعة الأزهر،

(٢) أعلام السياسة في العراق الحديث ٢/ ١٥٧، معجم

المؤلفين العراقيين ٢/ ٣٤٢.

 <sup>(</sup>۱) معجم البابطين لشعراء العربية، مدونة سيدي محمد
 بن عزوز (١٤٣٢هـ)، موقع جامع محمد خيضر – بسكرة
 (١٤٣١هـ) وفيه وفاته ١٩٩٤م، باسم محمد بن حبة
 السلمي.

إضافة إلى أبحاث ودراسات عديدة له، وأحاديث أذاعها من إذاعة القرآن الكريم(١).

عبدالمجيد مزيان (١٣٤٤ - ١٤٢١ ه = ١٩٢٦ - ٢٠٠١م) وزير، باحث في الأديان.



ولد في مدينة تلمسان غرب الجزائر، شارك في ثورة التحرير ضد المحتل الفرنسي. كلُّفته المخابرات الجزائرية بالعمل في إذاعة الجزائر التي كانت تبث من تونس، وبعد الاستقلال عمل مديرًا لديوان الرئيس الجزائري أحمد بن بله، مع شغله منصب الأمين العام لوزارة الداخلية، ثم درَّس في جامعة وهران في عهد بومدين، وعيَّنه الشاذلي بن جديد عميدًا لجامعة الجزائر، فوزيرًا للثقافة والسياحة، واختاره اليمين زروال لرئاسة الجلس الإسلامي الأعلى، وأثار مسائل، حتى طلب إعادة النظر في تعدد الزوجات! واهتم بما يسمى (حوار الحضارات)، وقدَّم دروسًا وأدار ندوات للتعريف بالإسلام بمعهد الدراسات العليا التابع للفاتيكان، إضافة إلى تقديمه حصصًا عن الإسلام على القناة العمومية الفرنسية الثانية، وكل ذلك من وجهة نظره. وكان عضوًا في بيت الحكمة بتونس، وبالأكاديمية العربية بالقاهرة، والأكاديمية المغربية، وأكاديمية اللغة العربية بالجزائر. توفي يوم الاثنين ٢٠ شوال، ١٥ يناير.

ومن كتبه المطبوعة: النظريات الاقتصادية عند ابن خلدون وأسسها من الفكر الإسلامي والواقع المجتمعي: دراسة فلسفية

(١) مع علماء المسلمين في بيوتهم ص٢٣٧.

واجتماعية، فلسفة الإسلام الاجتماعية (بالفرنسية)(٢).

#### عبدالمجيد مصطفى فراج (۱۳۴۷ – ۱۹۲۸ هـ؟ = ۱۹۲۸ – ۲۰۰۲م)

باحث في الإحصاء.

ولد بمحافظة المنيا. حصل على الدكتوراه في الإحصاء التطبيقي من جامعة القاهرة، ثم كان رئيس قسم الإحصاء فيها، فوكيلًا للكلية. عميد معهد الدراسات والبحوث الإحصائية بالجامعة، عضو الاتحاد الدولي للإحصاء، عضو المحالس القومية المؤتمرات العالمية في الداخل والخارج. له العديد من البحوث عن الإحصاء والسكان بالعربية والإنجليزية.

ومن كتبه المطبوعة: أوضاع السكان وقوة العمل في إمارة أبو ظبي، الأسس الإحصائية للدراسات السكانية، مصر في نصف قرن: تأملات في السياسة والثقافة والفنون (٣).



**عبدالمجید الملا** (۱۳۳۸ – ۱۰۰۷ه = ۱۹۱۹ – ۱۹۸۷م) أدیب شاعر.



ولد في بغداد، تخرَّج في دار المعلمين، وتنقل بين مجالس العلم، درَّس في ذي قار، ثم في الكلية العسكرية، ثم كان سكرتيرًا للجنة المعماريين بأمانة العاصمة، فرئيسًا لتحرير الأمانة.

وله مؤلفات في موضوعات متعددة، منها: روح الإخاء، حديث الصباح، خواطر عابرة في الأدب والعلم والحياة، شرح ديوان العباس بن الأحنف شاعر الحب والفتنة والحمال (تحقيق وشرح)، العروض في أوزان الشعر وقوافيه، علم البيان لأبي بكر مير رستمي (تحقيق)، هواجس الوحدة.

رستمي (محقيق)، هواجس الوحده. وله من المخطوط: الزجل العراقي: دراسة للشعر الشعبي، شرح ديوان محنون ليلى، عدة دواوين شعر<sup>(1)</sup>.

عبدالمجید موحّد نادري (۱۳۲۲ – ۱۲۲۹ه = ۱۹۰۶ – ۲۰۰۸م) من علماء أهل السنة في إيران.



من قرية دولت آباد. كان من علماء أهل السنة المفتين في المناطق الكردية، كرَّس حياته لخدمة العلوم الدينية والشريعة

(٤) معجم البابطين لشعراء العربية، معجم المؤلفين العراقيين ٢/ ٣٤٣.

 <sup>(</sup>۲) الشرق الأوسط ع ۸۰۸۱ (۱/۱۰/۲۲ه)، دليل
 أكاديمية المملكة المغربية ص ۱۸۰۰

<sup>(</sup>٣) الموسوعة القومية للشخصيات المصرية ص٢١٩.

الإسلامية، تتلمذ عليه كثير من العلماء واستفادوا من علمه الحمِّ، حضر جنازته المئات من أهل العلم وغيرهم. اللفت بعض الكتب باللغتين الكردية والعربية (١).

عبدالمجيد النافوسي (١٣٤٦ - ١٩١٤ه؟ = ١٩٢٧ - ١٩٩٤م) (تكملة معجم المؤلفين)

عبدالمجید نعمان عبدالله (۱۳۳۶ – ۱۶۲۳ه؛ = ۱۹۱۵ – ۲۰۰۲م) صحفی وناقد ریاضی.

ولد في قرية (دلجا) بمركز دير مواس في محافظة المنيا بمصر. حصل على دبلوم في التلغراف، ودراسات متقدمة في اللاسلكي، وإجازة في الحقوق من جامعة عين شمس. قائد لاسلكي أسراب المواصلات بالقوات الحوية، رئيس القسم الرياضي بجريدة أخبار اليوم، ثم رئيس تحرير «الرياضة والشباب» فيها، رئيس تحرير بمحلة الأهلي. حكم دولي لكرة القدم، رئيس اتحاد حكام كرة القدم المصريين، أمين عضو اللجنة الفنية الأولمبية، رئيس اتحاد الصحفيين الرياضيين العرب، عضو اللجنة الفنية الأولمبية، رئيس اتحاد ما المحافيين الأفارقة. صاحب الصحفيين الرياضيين الأفارقة. صاحب مشاركات عديدة في تخصصه.

من عناوین کتبه: کرة القدم وتدریب وخطط (بالاشتراك مع محمد عبده صالح)، صالح سلیم والستة الكبار(۲).



عبدالمجيد نعمان رأس تحرير مجلة الأهلي

(٢) الموسوعة القومية للشخصيات المصرية ص٢١٩.

#### **عبدالمجید همو** (۱۳۵۹ – ۱۹۲۸ه = ۱۹۶۰ – ۲۰۰۲م) شاعر، باحث، مؤرخ.



من منطقة كفر تخاريم في محافظة إدلب بسورية. حاصل على إجازة في اللغة العربية، زاول التدريس، وكتب الشعر والقصة، وترجم من الفرنسية. عضو اتحاد الكتاب العرب. عُرف بعدائه للصهيونية، وكتب (٢٠) كتابًا في هذا الخصوص، وكانت آخر محاضرة ألقاها قبل وفاته بأيام بعنوان: «أعوان اليهود». وذكرت الصحف السورية أنه عثر عليه مقتولًا في مزرعته، وأن حارس المزرعة هو الذي قتله. قلت: ويبدو أن للموساد أو أعواضم يدًا في ذلك.

قدَّم للمكتبة الكثير من الكتب، مثل: ديوان الإمام علي (تحقيق بالاشتراك مع عز الدين النجار)، التوراة: تحريف وتزوير، الفكر اليهودي، بابل ولصوص اليهود، الفكر اليهودي: بلقيس بين الحقيقة والأسطورة، هاجر بين الحرية والعبودية، صرخة (شعر)، براعم (شعر)، أنبياء القرآن، جذور اليهود أمام النقد التاريخي، القدس والتاريخ: رد على ادعاء اليهود من خلال كتبهم وحقائق التاريخ، ديوان الإمام محمد بن إدريس الشافعي (تحقيق)، الإمام محمد بن إدريس الشافعي (تحقيق)، الشريعة والحكم من الاتصال (تحقيق؟)، أعوان اليهودية على العارر اليهودية والإرهاب الصهيوني، الله المحازر اليهودية والإرهاب الصهيوني، الله

أم يهوه أيهما إله اليهود، الفرق والمذاهب اليهودية منذ البدايات، الماسونية والمنظمات السرية ماذا فعلت ومن خدمت، مفاهيم تلمودية: نظرة اليهود إلى العالم، اليهودية بعد عزراكيف أقرت، ما بين موسى وعزراكيف نشأت اليهودية؟ وله كتب مخطوطة أوردتما في (تكملة معجم المؤلفين)(").



عبدالمجيد بن يوسف الشاذلي (نحو ١٩٥٧ - ١٤٣٤ه = نحو ١٩٣٨ - ٢٠١٣م) عالم داعية سلفي حركي.



عبدالمجيد الشاذلي شابًا وشيخًا

ولد في بلدة بسيون بمحافظة الغربية، نال إجازة في العلوم متخصصاً في الكيمياء بجامعة الإسكندرية، وعمل في شركة الحرير الصناعي بكفر الدوار في الإسكندرية. (۲) الوطن (السعودية) ع ۷۱۷ (۲۲/۷/۹) ۱۵)، الزمان

 (۳) الوطن (السعودية) ع ۷۱۷ (۱۲۳/۷/۹۱هـ)، الزمان
 ۱۳۱۵ (۱۲۳/۷/۱۱) ۱۹۵۱هـ)، أعلام وأدباء من محافظة إدلب ص۱۱۰.

<sup>(</sup>١) موقع شمس (ذو القعدة ٢٩ ١هـ).

التحق بجماعة الإخوان المسلمين، واعتقل في محنة ١٩٦٥م في عهد جمال عبدالناصر، وقضى عامين في السجن الحربي، تعرَّض فيهما لصور من التعذيب الشديد والأذى والتنكيل الرهيب، ومع هذا كان يدافع عن فكر الجماعة وهو في السجن، وتنقل بين سجون أخرى فقضى فيها عشر سنوات، وكان شغوفاً بطلب العلم، محباً للمطالعة، وصاحب الأستاذ سيد قطب وقرأ كتبه وكتاباته، فكان المؤصِّل الفكري والشرعي لفكره، وصنَّف كتاب «حدُّ الإسلام» في سبع سنوات، وجنح إلى السلفية، وأسَّس «دعوة أهل السنة والجماعة على طريق إحياء الأمة» وجعل له سبعة أهداف: تصحيح المفاهيم، إحياء الأمة، فتح الملفات لإزالة الألغام من أمام العمل الإسلامي وحلِّ المغاليق الاستراتيجية حتى لا تكون الحركة في طريق مسدود...، اجتياز الهوة الحضارية علمياً وتقنياً وإدارياً...، الخروج بالأمة من هيمنة الأنظمة العلمانية، إيجاد المشروع الحضاري الإسلامي والخروج بالإسلام دولياً من هيمنة الصليبية الدولية والصهيونية الدولية، العودة إلى الإسلام الصحيح كشرعيات مستقرة خلافة راشدة على منهج النبوة. توفي الجمعة ٧ ذي القعدة، ١٣ سبتمبر.

وله كتب مطبوعة، هي: حدُّ الإسلام وحقيقة الإيمان، البلاغ المبين، وصية لقمان، الطريق إلى الجنة، الحكومة الإسلامية: رؤية تطبيقية معاصرة، أصل الدين(١).

عبدالمحسن تركي السالم (۱۳۲۰ - ۱۹۶۹ه = ۱۹۶۱ - ۱۹۸۹م) (تكملة معجم المؤلفين)

(۱) موقع المترجم له (إثر وفاته)، المصري اليوم

#### عبدالمحسن بن حسين الشهابي (۱۳۲۷ - نحو ۱۶۰۰ه = ۱۹۰۹ - نحو ۱۹۸۰م) (تكملة معجم المؤلفين)

عبدالمحسن حسين عقراوي (١٣٥٧ - ١٤١٥ه؟ = ١٩٣٨ - ١٩٩٥م) ثاه



من الموصل. لم يكمل دراسته في كلية الآداب. عين موظفًا في مصلحة الغزل والنسيج. مارس الصحافة في جريدة «الثورة» وفي مجلة «ألف باء» و «الطليعة الأدبية»، وراسل مجلة "الجامعة" التابعة للمصل، ونظم شعرًا كثيرًا، وعد نفسه منتميًا للمذهب الرومانطيقي، ولم يعوِّل على قصيدة النثر إلا عند الضرورة.

دواوينه: حصاد الليالي، هشيم الغربة، ملحمة كلكامش (نظمها شعرًا)، ترجمة حسن العمري (ونظمها شعرًا)، شواطئ العمر (شعر)، لهيب الدم، ملحمة العراق (شعر)، سبع أغنيات لتموز (بالمشاركة)، لا تتعب البنادق (بالمشاركة)، وله شعر مخطوط لم ينشر، منه ملحمة طويلة، وصلوات العيون (۱۰).

#### عبدالمحسن الرفاعي = عبدالمحسن سيد أحمد..

 (۲) موسوعة أعلام العراق ٣/ ١٦٣، موسوعة أعلام الموصل، معجم المؤلفين والكتاب العراقيين ٥/ ١٨١، معجم البابطين لشعراء العربية.

#### عبدالمحسن سليمان (۱۰۰۰ – ۱۲۱۲ه = ۲۰۰۰ – ۱۹۹۲م)

من رواد طبّ العيون في مصر والعالم العربي.

تولًى مناصب علمية مرموقة، منها عمادة كلية الطب بجامعة عين شمس، ورئاسة مركز المكفوفين. وكان نقيبًا للأطباء، ونائبًا لرئيس المؤتمر الطبي بشيكاغو لأمراض العيون، ونائبًا لرئيس المنظمة العالمية لمكافحة التراخوما، وعضوًا بالجمعية الأكاديمية الرمدية العالمية، أسَّس معهد الرمد بالجيزة، وتبرع لهذا الغرض عام ١٣٨٢ه بكل متلكاته. ولجهوده وأبحاثه كرمته الدولة أكثر من مرة، حيث مُنح وسام الجمهورية، ووسام نوط الامتياز، ووسام الاستحقاق، ووسام العلوم والفنون (۱).

عبدالمحسن سيد أحمد الرفاعي (١٣٤٨ - ١٣٤٧ه = ١٩٢٩ - ٢٠٠١م)



ولد في الكويت. حصل على الشهادة الثانوية من مدرسة المباركية، عمل في وزارة الداخلية، مدير الشؤون الثقافية بوزارة الدفاع، ثم انصرف إلى التجارة. أمين سرّ رابطة الأدباء، وجمعية الفنانين الكويتية، وديوانية شعراء النبط. وله شعر غنائي،

(٣) الفيصل ع ١٨٨ (صفر ١٤١٣هـ).

وكتب أوبريتات.

مالنا فعانقة ل الاله م بل لنافيا تقول لاين كرين المين لا ين في المرين الدين في أرب المرين المرين الرب المرين ال

#### عبدالمحسن الرفاعي (خطه وتوقيعه)

دواوينه الشعرية هي: ديوان الرفاعي المنوع، من الأيام، ابتهالات دينية (١).

#### عبدالمحسن شربي (۱۳۲۳ - ۱۳۲۵ ه = ۱۹۲۶ - ۲۰۰۶م) داء ة

من قرية كفر الشيخ هلال في محافظة القليوبية بمصر. عاصر الإمام حسن البنا، وعمل في دعوة الإخوان المسلمين حتى وفاته، وكان من أوائل من أوفدهم الإمام وكيل الإدارة التعليمية بطنطا، وأسندت إليه مهام كبيرة في الدعوة، وكان رئيس مكتب إدارة الغربية للجماعة، تدرَّب في معسكرات التحرير عام ١٣٧٣ه استعدادًا للجهاد ضد الإنجليز، فضاً عن جهاده ضد الصهاينة في فلسطين. أسند إليه – من بعد – إدارة المعهد العلمي الإسلامي لتخريج الدعاة من أبناء أفغانستان في بيشاور حتى عاد إلى بلده. توفي يوم الأحد ١٣ ربيع الأول،

#### عبدالمحسن صالح = عبدالمحسن محمد صالح

(۱) معجم البابطين ۳/ ٤١٨، قاموس تراجم الشخصيات الكويتية ص٢٦٤.

(٢) مما كتبه محمد الشريف في موقع إخوان أون لاين،
 ونقلته من ويكيبيديا الإخوان المسلمون (١٤٣٤هـ).

#### عبدالمحسن بن صدر الدين فضل الله (١٣٥٠ - ١٤١٢هـ = ١٩٣١ - ١٩٩٢م)

فقيه إمامي.



كان في النجف، فدرس على علمائها الشيعة، وعاد إلى لبنان، ثم رجع إلى النجف ليحوز مرتبة الاجتهاد، وأسَّس حوزة شيعية ودرَّس فيها، وأنشأ رابطة الشباب المؤمن، وجمعية التضامن الإسلامي، وأفتى، ومات

وله: رسالة في المكاسب المحرمة، بغية الطالب في شرح المكاسب (٧ ج)، من تقريرات الخوئي في عدة أجزاء (طبع منه جزءان)، نظرات في شرح الكفاية والفقه والوافي، الإسلام وأسس التشريع، الشركة، نظرية الحكم والإدارة عند الإمام علي، من واقع الإسلام، السراب (ديوان شعر)").

عبدالمحسن طه بدر = محمد عبدالمحسن طه بدر

عبد المحسن بن عبد العزيز آل سعود ( ۱۳۶۵ – ۱۹۸۰ هـ = ۱۹۲۰ – ۱۹۸۵م) أمير منطقة المدينة المنورة.

تولًى وزارة الداخلية في عهد الملك سعود، وعين أميرًا لمنطقة المدينة المنورة في شهر ربيع الآخر ١٣٨٥ه، في عهد الملك فيصل، وبقي على رأس الإمارة حتى داهمه المرض وتوفي، وكان ينوب عنه أثناء مرضه وكيل الإمارة سعد الناصر السديري. كان شاعرًا يهوى الأدب، وصاحب مكتبة كبيرة في منزله، تزخر بالعديد من كتب الأدب. وهو الابن الثالث عشر في سلسلة أبناء الملك عبدالعزيز، شقيقاه سعد ومساعد. توفي في ٢٠ شعبان (١٠).

عبدالمحسن بن عبدالله التويجري (١٣٦٦ – ١٩٤١ هـ = ١٩٤٦) (تكملة معجم المؤلفين)

عبدالمحسن عقراوي = عبدالمحسن حسين عقراوي

عبدالمحسن بن فوزان البدراني (۱۳۱۳ – ۱۳۹۸ه = ۱۸۹۵ – ۱۹۷۸م) (تكملة معجم المؤلفين)

عبدالمحسن كامل مرتجى (۱۳۳٤ – ۱۶۳۵ ه = ۱۹۱۱ – ۲۰۱۳م) ضابط محارب.

(٤) تاريخ أمراء المدينة المنبورة ١ – ١٤٠٧هـ/ عارف أحمد عبدالغني، موقع المعرفة (استفيد منه في جمادى الأولى ٢ / ١٤٣٣، من القرن العشرين ٢/ ١٢٣، من أحداث وأخبار الجزيرة العربية ص١٧٧، وصورته من موقع «منتدى الرياضة إلى الأبد» (مكتوب).

 (٣) معجم رحال الفكر والأدب في النجف ٢/ ٩٤٤، علماء ثغر الإسلام ١/ ٢٩٤، معجم البابطين لشعراء عام ١٣٧٧ه في تخصص الكائنات الدقيقة، ثم درَّس هذه المادة في كلية الهندسة بجامعة الإسكندرية، وكان عميق النظر في أسرار العلوم ودقائقها، يبسًط ما هو معشّد بأسلوب سهل

لطيف، بل وبأسلوب فكه

أحيانًا كثيرة، مما جعله ذا

مكانة فريدة بين أقرانه العلماء الأكاديميين،

وسلك في ذلك منهج «تأديب» العلم،

و «تعليم» الأدب. وكان عضوًا في عدة

جمعيات علمية، كجمعية الميكروبيولوجيا

التطبيقية في مصر وبريطانيا، وكتب في

موضوعات علمية وتاريخية وجغرافية، وله

أبحاث متخصصة في الكائنات الدقيقة،



من محافظة القاهرة. تخرَّج في الكلية الحربية، قاد اللواء السادس وهو برتبة عميد، تولَّى قيادة رئاسة هيئة تدريب الجيش، كما تولَّى قيادة الحملة العسكرية المصرية في اليمن بين وهو برتبة فريق أول، عاد إلى مصر وتولَّى قيادة القوات البرية، ثم قيادة جبهة سيناء في حرب ١٩٦٧م، ونتيجة أمور تحت إقالته من الجيش، ثم تولَّى رئاسة النادي الأهلي. توفي يوم الثلاثاء ٢ محرم، ٥ نوفمبر (۱).

عبدالمحسن محمد الرشيد البدر (١٣٤٦ - ١٤٢٩ه = ١٩٢٧ - ٢٠٠٨م) تربوي شاعر.



من الكويت. حصل على الثانوية من المدرسة المباركية، وحضر دورات تدريبية في الجامعة الأمريكية بلبنان، وفي مقرّ اليونسكو هناك، وحصل على دبلوم في التربية وعلم النفس من إنجلترا. تعلّم الفارسية وألمّ بآدابها، وترجم أشعارًا له إلى الفارسية.

(١) الموسوعة الحرة ١١/١١/٢١م.



عبدالمحسن صالح (خطه)

درّس في المدرسة الأحمدية، ثم القبلية، عمل مديرًا لإدارة وسائل الإيضاح وقسم السينما المدرسية حتى التقاعد، وأنشأ التلفزيون التعليمي، وهو من مؤسّسي نادي المعلمين، وعرري مجلة الرائد، ومؤسّس رابطة الأدباء، وأول أمين عام لها. مثّل بلده في كثير من المؤتمرات التربوية في البلاد العربية والأجنبية. وكان ناقمًا على الحياة الاجتماعية. ذا نظرة مادية وعقل ماركسي، ويبدو الإلحاد في شعره، من ذلك قوله:

يجيـؤون من حيث لا يعلمـون

ليمضـوا إلى حيث لايعلمون وعـاش على الستر سرّ الوجود

فـــــــلا يملك الناس إلا الظنون فما صحَّ في العقل دُنَّا بــــــه

وإلا فنحن به كافسرون!

نعوذ بالله من سوء المآل.

أصدر ديوانًا شعريًا بعنوان «أغاني ربيع» صدر عام ١٣٨٠هـ(٢).

ومعظمها خاص بالتلوث البيئي، وهي منشورة في دوريات علمية متخصصة في مصر والعراق ودول أوربية وأمريكية، وأسهم بالكتابة في مجلتي (العربي) و(الوعي الإسلامي) الكويتيتين. من بين كتبه العلمية التي وقفت على عناوينها: من أسرار الحياة والكون، مذكرات

من بين كتبه العلمية التي وقفت على عناوينها: من أسرار الحياة والكون، مذكرات ذرَّة، الإنسان الحائر بين العلم والخرافة، من كل شيء موزون، التنبؤ العلمي ومستقبل الإنسان، هل لك في الكون نقيض؟: أصل الكون والكون المعكوس، الميكروبات والحياة، دورات الحياة، معارك وخطوط دفاعية في جسمك، الإنسان والنسبية والكون، مسكين عالم الذكور.

وعنوان رسالته في الماجستير: تحليل فسيولوجي لقابلية ثلاثة أنواع من الطماطم التي تزرع في مصر للإصابة بفطري الفيوزاريوم كلمورام والفيوزاريوم اكسيسيورام (١٠).

(٣) دائرة معارف أعلام بني سويف ص ٥٧، الأهرام
 ع ٣٦٣٣٦ (١٤٠٦/٩/٢٩)، الموسوعة الحرة
 ١٤٠٦/١/٢٩.

عبدالمحسن محمد صالح (۱۳۶۱ - ۲۰۱۱ه = ۱۹۲۸ - ۱۹۸۹م) باحث علمی قدیر.

ولادته في قرية طحا البيشة بمركز ببا في محافظة بني سويف بمصر. حصل على الماجستير، ثم الدكتوراه من كلية العلوم بجامعة القاهرة

(۲) تنظر ترجمته في «أعلام الشعر في الكويت» ص٣٧٩،
 معجم البابطين ٣/ ٤١٧، القبس ٢٠٠٨/٣/٢م.



حكم عليه في السنة نفسها بالسحن (١٥) عامًا بتهمة تدبير انقلاب ضد الرئيس أنور السادات، ثم صدر قرار بالعفو عنه. عضو مؤسِّس بالحزب العربي الديمقراطي الناصري. توفي يوم الجمعة ٩ شوال ١١ تشرين الثاني (نوفمبر)(١).

عبدالمحسن بن محمد آل نصر (۱۳۳۱ – ۱۶۱۱ه = ۱۹۱۷ – ۱۹۹۰م) (تکملة معجم المؤلفين)

عبدالمحسن مرزوق المدبوح (۱۳٤٨ - ۱۹۲۷ه = ۱۹۲۹ – ۱۹۹۱م) (تكملة معجم المؤلفين)

عبدالمحسن أبو النور (۱۳۳۷ - ۱۶۲۱ه = ۱۹۱۸ - ۲۰۰۵م) رجل دولة، وزير حزبي.



من مصر. تخرَّج في الكلية الحربية، حصل على الماجستير في العلوم العسكرية من كلية أركان الحرب، شارك في حرب فلسطين عام ١٩٤٨م، من أعضاء تنظيم الضباط الأحرار، تعيَّن ملحقًا عسكريًا في السودان، ثم في سورية ولبنان، مدير فرع القيادة المشتركة بسورية، نائب قائد الجيش الأول، محافظ بني سويف، وزير الإدارة المحلية، وزير الاستصلاح الزراعي، أمين عام الاتحاد الاشتراكي، نائب رئيس الوزراء. استقال المنتراكي، نائب رئيس الوزراء. استقال من عضوية اللجنة التنفيذية عام ١٣٩١هـ،

عبدالمحيي محمود حسن (۲۰۰۰ – ۱٤۲۸ه = ۲۰۰۰ – ۲۰۰۷م) (تكملة معجم المؤلفين)

عبدالمسيح محفوظ (١٣١٩ - ١٤١٩ه = ١٩٠١ - ١٩٩٨م) طبيب أسنان أديب.



ولد في بلدة جديدة مرجعيون في جنوبي لبنان، درس طب الأسنان في لبنان وباريس، ثم زاول هذه المهنة، وتعلم عدة لغات، ودرَّس، وعمل صحفيًا في عدد من المحلات الأدبية والجرائد، وشارك في تأسيس نادي النهضة المرجعيونية، واهتم بشؤون المرأة، ومُنح دكتوراه شرف ليصبح عضوًا فخريًا في الأكاديمية الفرنسية العالمية للتاريخ. ومات في بيروت.

له من الكتب: العالمية في الشعر العربي، المسريف الرضي، بودلير العرب، العطر والنغم والنور في شعر الشريف الرضي (خ)، وديوان: ورضاه ابتسامة.

(١) موسوعة أعلام مصر ص٣١٩، الموسوعة القومية للشخصيات المصرية ص٢٢، وورد اسمه في نعيه «السيد عبدالحسن...»؟

**عبدالمطلب الأمين** (۱۳۲۶ - ۱۶۰۰ ه = ۱۹۰۱ - ۱۹۸۰م) ضابط، دبلوماسي.

إضافة إلى ملاحم وقصائد مطولة، منها: ملحمة القدس، ملحمة كربلاء، وقصيدة:

فضل الطب على الإنسانية (التي نال ها جائزة)، وله قصائد أخرى مخطوطة(٢).



من بغداد. تخرَّج في الكلية العسكرية، وواصل في إنكلترا. عاد ليلتحق بكلية الأركان ثم درَّس فيها. عيَّن في مناصب عسكرية عديدة، واختير وزيرًا مفوضًا للعراق بأندونيسيا سنة ١٣٧٣هـ، وبعد قيام ثورة ١٤ تموز عين متصرفًا (محافظًا) في السليمانية والناصرية، ثم سفيرًا بإيران، ورقى إلى رتبة لواء ركن. نشر العديد من بحوثه وترجماته في الصحف العراقية والعربية. وطبع من كتبه: أبسط الأساليب لتعليم التعبئة/ جي. إم. كامبل (ترجمة بالمشاركة)، الأمة في الحرب: الحرب الاعتصامية/ فون لودندورف (ترجمة)، تاريخ الشرق الأدبي الحديث، عقيدة الشيعة: دنلدسن (ترجمة). نشر بتوقيع (ع. م)، قصة الإنسان منذ ظهور الإنسان الأول إلى الحضارة البدائية وما بعدها/ كارلتون كون (ترجمة بالمشاركة)، مبادئ السَّوْق وجغرافية العراق العسكرية، معركة فرنسا (بالمشاركة)(٢).

<sup>(</sup>٢) معجم البابطين لشعراء العربية، معجم أسماء الأسر ص ٨١٤.

<sup>(</sup>T) موسوعة أعلام العراق ٣/ ١٦٤، معجم المؤلفين

### عبدالمطلب أمين القريطي (١٣٦٧. ١٩٤٧ هـ ١٩٤٧)

أستاذ الصحة النفسية.



من مصر. تابع دراسته العليا في كلية التربية الفنية بجامعة حلوان، فحصل منها على الماجستير عام ١٣٩٦هـ (١٩٧٦م)، ثم حصل على الدكتواره، مع دبلوم الدراسات العليا التمهيدية من القاهرة، وصار من بعد أستاذاً بالكلية نفسها، وأستاذ الصحة النفسية، عميد كلية التربية بجامعة ٦ كتوبر. وكان رسّاماً أيضاً، أقام معرضاً وتنقل بين المنوفية والأقصر وأسوان، عضو وتنقل بين المنوفية والأقصر وأسوان، عضو أعلنت وفاته يوم الجمعة ١٩ محرم، ٢٢ أعلنت وفاته يوم الجمعة ١٩ محرم، ٢٢

وله كتب عديدة، من مثل: في الصحة النفسية، سلسلة الفكر العربي في التربية الخاصة، مدخل إلى سيكولوجية رسوم الأطفال، سيكولوجية ذوي الاحتياجات الخاصة وتربيتهم، ذوو الإعاقة السمعية: والمتفوقون: خصائصهم وتعليمهم، الموهوبون ورعايتهم، مقياس الاتجاه نحو المعوقين، مقياس الصحة النفسية للشباب، الدليل مقياس الصحة النفسية للشباب، الدليل الإعاقة من الإساءة (نحو بيئة آمنة)، (تحرير العرب)، خصائص رسوم الطفل الأصم في مرحلتي الطفولة الوسطى والمتأخرة من سن مرحلتي الطفولة الوسطى والمتأخرة من سن

العراقيين ٢/ ٣٤٦.

(١) موقع قطاع الفنون التشكيلية بوزارة الثقافة المصرية

#### عبدالمطلب حسُّون المرسومي (١٣٧٥ - ١٤٣٣هـ = ١٩٥٥ - ٢٠١٠م) (تكملة معجم المؤلفين)

#### عبدالمطلب صالح (۱۳۴۷ – ۲۰۱۱ه = ۱۹۲۸ – ۱۹۸۲) تربوی، باحث أدبی.

ولد في بغداد. تخرج في دار المعلمين العالية. كتب أطروحته للدكتوراه في باريس وحالت ظروف دون نيلها. عاد محاضرًا يدرِّس الفرنسية في معهد اللغات، ثم كان مشرفًا لغويًا في وزارة التعليم العالى.

من كتبه المطبوعة: دراسات في الأدب والنقد المقارن، دراسات في أدب الواقعية والواقعية الاشتراكية، دانتي ومصادره العربية والإسلامية، موضوعات عربية في ضوء الأدب المقارن، التأثير الفرنسي في أدب محمد مندور، دراسة أدبية مقارنة، مباحث في الأدب المقارن، فيكتور هيجو شاعرًا واقعيًا/ لويس أراكون (ترجمة)(٢).

عبدالمطلب بن عبدالأمير الشديدي (۱۳۶۹ - ۱۶۲۱ه = ۱۹۳۰ - ۲۰۰۵م) (تكملة معجم المؤلفين)

عبدالمطلب بن محمد الموسوي (۱۳٤٢ - ۲۰۰۶ه = ۱۹۲۳ - ۲۰۰۶م) (تكملة معجم المؤلفين)

عبدالمعزّ عبدالستّار (۱۳۳۳ - ۱۳۲۱ه = ۱۹۱۴ - ۲۰۱۱م) عالم داعیة تربوي.

(١٤٣٥)، مع إضافات.

أعلام العراق ١/ ١٣٦.

الاتحاد العالمي للعلماء المسلمين، ومن أعلام التربية والتزكية، وقد توفي بالدوحة مساء الأربعاء ٩ جمادى الأولى، ١٣ أبريل. وله مؤلفات، منها: البحوث الإسلامية (مع يوسف القرضاوي وأحمد العسال، دراسي)، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، من وسائل الإسلام في التربية، اقترب الوعد الحق يا إسرائيل(٢).

من مصر. التقى بالإمام حسن البنا عام

١٣٥٦هـ، وانتمى إلى جماعة الإحوان

المسلمين، وارتقى فيها حتى كان عضوًا في

مكتب الإرشاد، وكانت له مكانة كبيرة

عند الإخوان، ومن المفكرين والخطباء

الكبار فيها، إضافة إلى كونه من علماء

الأزهر ودعاته، وقد اختاره الإمام البنا

في أول مهمة دعوية أو جهادية في أرض

فلسطين، فزار العديد من بلداتها، وواصل

جهاده الدعوى في مصر لتعبئة الإخوان

استعدادًا للجهاد. وقد تعرَّض لأذى شديد

مثل إخوانه في محنة ١٩٥٤م. وكان الشيخ

محمد الغزالي يصفه بأنه من علماء الشرق

وليس مصر وحدها، وطُلب من الشيخ

القرضاوي أن يذهب إليه ويستفيد منه وإن

كان صغيرًا في عمره آنذاك. ثم إنه مضى إلى قطر منذ عام ١٣٨١ه، وكان عضو

عبدالمعزّ محمد خطّاب (۱۳۵۲ – ۱۹۲۲ه = ۱۹۳۳ – ۲۰۰۱م) کاتب إسلامي إعلامي.

(٢) معجم المؤلفين والكتاب العراقيين ٥/ ١٨٥، موسوعة

 <sup>(</sup>٣) الراية (تاريخ نشر الخبر ٢٠١١/٢/١٥)، إخوان
 ويكي ٢٠١١/١/٨، موقع الإتحاد العالمي للعلماء المسلمين
 ٢٠١١/٤/٢٤م.



من مواليد بلدة بلقاس في محافظة الدقهلية بمصر، تخرَّج في قسم التاريخ بكلية الآداب، ثم عمل مدرِّسًا لعلوم القرآن الكريم، فمدرِّسًا بمدارس الرياض في السعودية، عاد ليعمل متخصصًا إعلاميًا بالهيئة العامة للاستعلامات، وصار مديرًا عامًا لإدارة الإعلام الخارجي، ومستشارًا إعلاميًا بها لأدب وفي السودان. وكان عضوًا في رابطة الأدب الحديث، وفي هيئة علماء الجمعية الشرعية المعاون العاملين بالكتاب والسنة، إضافة إلى كونه متحدثًا إذاعيًا وتلفزيونيًا وخطيبًا. وحاز على جائزة الجامعة الإسلامية باكستان.

وله كتب، منها: أسرار الموت والآخرة في القرآن الكريم، أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من المهاجرين والأنصار، أعداء النبي صلى الله عليه وسلم، الصدِّيق والمسيح عليهما السلام، عالم الغيب وأسراره، عبَّاد الشيطان: الظاهرة والعلاج، الغريزة الجنسية ومشكلاتها، قصص الأنبياء: عبر ودروس مستفادة، مع رسل الله في القرآن الكريم، النبي صلى الله عليه وسلم والبنات، أسرار وخفايا في القرآن الكريم، منزلة الأم في القرآن الكريم، الكريم، تربية الشباب في القرآن الكريم، وله مؤلفات أخرى ذكرت في (تكملة معجم المؤلفين)(۱).

عبدالمعطي عبدالبصير علي ( ۲۰۰۰ – ۲۰۰۷م ( تکملة معجم المؤلفين )

(١) معجم البابطين لشعراء العربية.

#### عبدالمعین سعید الملوحي (۱۳۳۱ - ۱۲۲۷ه؟ = ۱۹۱۷ - ۲۰۰۱م) أدیب، ناقد، مترجم. تمرکس ثم عاد فآمن.



ولد في حمص، كان والده إمامًا لجامع النوري، تخرَّج في دار المعلمين العليا، حصل

وذكر في ص٢٨٨ أنه بقي (٢٠) سنة ملحدًا لا يصلي ولا يصوم، وردَّ ذلك إلى أسلوب «واعظ جاهل» لم يفلح في وعظه! ثم استأنف أنه كان بإمكانه أن يردَّ على جهله ويبقى على إيمانه. وذكر في الصفحة

ماركسيًا ينادى بآرائه المستقلة...

التالية أنه عاد إلى الإيمان وهو في الأربعين من عمره، وقد رقَّ قلبه وتأثر تأثرًا بالغًا بوفاة ابنته. وقال في هامش ص٤ ٢ نظمًا: كف\_رت بربي أربعين فمذ بـــدا

لي الشيبُ حلَّفتُ الشكوكَ ورائيا وقال رفاقُ الدربِ ضلَّ طريقَـهُ معـاذَ إلهي بل تركتُ ضلاليا

مانياً الما عد مدرة العربية العربية العربية العربية

لادة أرة النكافة المديدة بعد النكائي النكائي الربياء جين عدمنية اللكرد النفاق الوبي في دمش \* الربي أو درارة الاثنائة بي سرة بعداكذ النكافية الدينة والكليان، و استشاراً وثنا ما في النفرال - الملكة إلى لائنا عدماء ١٩٨١ ٧ - من زف إلى السين ورسسة اللك العربية في عاملة بكين

- دمشت - شاع الملسى اللها بى - ها دة السلاع - شرع -

#### عبدالمعين الملوحي (خطه)

على إجازة في اللغة العربية من جامعة القاهرة، عاد ليدرِّس في ثانويات بعدة مدن، ثم كان مفتشًا للغة العربية، فمديرًا للمركز الثقافي بحمص، فدمشق، فمديرًا للتراث العربي بوزارة الثقافة، ثم كان مديرًا للمراكز الثقافية، فمستشارًا في القصر الجمهوري، أستاذ شرف في جامعة بكين حيث درَّس هناك اللغة العربية، عضو مراسل لجمع اللغة العربية بدمشق. عاد مريضًا، وتفرَّغ للبحث. طالع كثيرًا وتعلم مريضًا، وتفرَّغ للبحث. طالع كثيرًا وتعلم اللغة الفرنسية. وإضافة إلى كتابته في التراث فقد كان متأثرًا بالواقعية الاشتراكية، وعرَّب فقد كان متأثرًا بالواقعية الاشتراكية، وعرَّب كثيرًا من الكتب السوفيتية.

له مذكرات بعنوان «شظايا من عمري» فيها بعض العبر والفوائد، وذكر فيها أنه كان شيوعيًا ثم اختلف معهم في شؤون إدارية وما إليها فتركهم، وقال في ص١٢٩٠ نعم تركتُ الحزب عام ١٩٤٥م، وظللتُ

وهذا كلام طيب، ولكن يفهم مما بعد أنه خلط، فهو لا يقول للاشتراكيين - مثلًا - اتركوا اشتراكيتكم واعملوا بشريعة الإسلام، بل يقول: أصلحوها وأصلحوا أنفسكم... كما لا يُقبلُ رأيه فيما قال في النظام الجنائي الإسلامي... والله يرحمه، مات في ٣ صفر، ٣ آذار (مارس).

ومما كتب فيه: عبدالمعين الملوحي أمير شعراء الرثاء/ شاهر أحمد نصر.

ومن كتبه: تحفة المجاهدين في العمل بالميادين/ لاشين الحسامي (تحقيق)، في علم الفروسية/ لاشين الحسامي، التنبيه على حدوث التصحيف/ الأصفهاني (تحقيق)، الفكر العلمي عند ياقوت الحموي، فهرسة الأغاني، الأدب السويدي من أول عصوره حتى اليوم/ انجفار هولم، ماغنوس فون بلاتان (ترجمة)، الأزهية في علم الحروف/ للهروي (تحقيق)، أشعار علم الحروف/ للهروي (تحقيق)، أشعار

اللصوص وأخبارهم، تاريخ الشعر الصيني من أول عصوره حتى اليوم، الحماسة الشجرية (تحقيق بالاشتراك)، ديوان ديك الجن الحمصي (تحقيق مع محيي الدين الدرويش)، مجموعة المعاني لمؤلف مجهول (تحقيق)، من أيام فرنسا في سورية، أروع قصة في الأدب الفيتنامي/ نغون دو (ترجمة). وكتب أحرى عديدة أوردتها له في (تكملة معجم المؤلفين)(١).

عبدالمعين بن صدقة بن إسحاق (١٣٤٦ - ١٣٤١ه = ١٩٢٧ - ٢٠١٠م) الكاهن الأكبر للطائفة السامرية (اليهودية). لقبه (إلعازار).



ولادته في نابلس، والده كان زعيم الطائفة أيضًا. تخرَّج في كلية النجاح الوطنية بنابلس، ودرَّس الرياضيات للمرحلة الثانوية، أخذ دينه عن أبيه وعمه عمران والكاهن يعقوب بن عمران، حتى صار ذا شأن، نشط في محال طائفته، والتقى بمسؤولين كبار في السلطة الفلسطينية وفي الكيان الصهيوني، وكانت لغته الأم التي يتكلم بما هي العربية. عيِّن كاهنًا أكبر في ٢٩ شباط ٢٠٠٤، وذكر أنه الرقم (١٣١) في تسلم هذا المنصب وفق التقليد السامري منذ أهرون [هارون] شقيق النبي موسى (عليه الصلاة والسلام)، وأصدر فتوى بجواز الزواج من يهوديات إذا اعتنقن العقيدة السامرية،

(۱) الموسوعة الموجزة ۱۸/ ۱۳۰، معجم المؤلفين السوريين ص۹۳، معجم البابطين ۲/ ۱۲۰، تراجم أعضاء اتحاد الكتاب ۱۱۲۲، الثقافة (سورية) جمادى الأولى ۱٤۲۷هـ، ص۲۰.

وذلك بسبب النقص الكبير في عدد الفتيات السامريات. وكتب مقالات كثيرة بالآرامية، ونظم عشرات القصائد الدينية، بالآرامية السامرية، كما أن له قصائد بالعربية. ونسخ بخطه حوالي (٢٠) كتابًا سامريًا في الدين والعلوم والشعر، منها (٥) نسخ للتوراة السامرية، وكان له باع طويل في حساب التقويم السامري. توفي في ٣ شباط.

وله بالعربية من الكتب: سبيل اللهفان لمعرفة الإيمان، سيرة هارون، الدرر الفريدة في شرح وتفسير الأسماء الجيدة الواردة في التوراة الشريفة (٢).

عبدالمعين بن محمد لطفي جمعة عبد المعين بن محمد لطفي جمعة (١٣٥٠ – ١٩٨٨ مبد)

عبدالمغني سعيد سلامة (١٣٣٤ - ١٤٢٦ه = ١٩١٥ - ٢٠٠١م) مناضل سياسي وناشط عمالي.



ولد في قرية محلة مرحوم القريبة من طنطا، تخرَّج في مدرسة التجارة بجامعة فؤاد الأول، ثم عمل موظفًا بمصلحة العمل، وطاردته الشرطة لنشاطه السياسي فهرب إلى مناطق نائية، ثم تولى إدارة التحطيط والبحوث بوزارة العمل في العصر الجمهوري، وكانت

(۲) ثما کتبه حسیب شحادهٔ فی (الحوار المتمدن) ع ۲۹۳۰ (۲۰۱۰/۳/۰).

ميوله اشتراكية ذات صبغة إسلامية (؟)، وقد حصل على شهادة تقدير من الرئيس اليوغسلافي الشيوعي تيتو عام ١٣٧٩هـ، وكرمته جهات أخرى وخاصة اتحاد العمال عصر، وكان من رواد الحركة العمالية، ومن مؤسِّسي وزارة العمل والجامعة العمالية، واعتقل بعد انفصال سورية عن مصر بتهمة المشاركة في انقلاب ضدَّ النظام، وله مقالات. مات بالقاهرة.

وتدور موضوعات كتبه في فلك اهتماماته السياسية والاقتصادية والدينية، منها: الإسلام بين الدعوة والعودة، الإسلام عبر التاريخ: انتصارات وانتكاسات، النظام العالمي الجديد كيف يقام ولصالح مَن يعمل، أسرار السياسة المصرية في ربع قرن. وله ديوان شعر مخطوط (٢).

**عبدالمقصود محمد سالم** (۱۳۱۷ – ۱۳۹۷ه = ۱۸۹۹ – ۱۹۷۷م) أديب متصوف، ضابط شرطة.

ولد في مدينة الزفازيق، ودرس المرحلة الأولى من التعليم، ثم كان جنديًا في الشرطة، وتنقل بين مدن الصعيد والوجه البحري حتى استقرَّ بالقاهرة ضابطًا، وقد أسَّس «جماعة تلاوة القرآن الكريم» عام ١٣٦٤هـ وترأسها حتى وفاته، وكان صوفيًا زاهدًا، يرى النبي صلى الله عليه وسلم كثيرًا في المناه.

له أربعة كتب ضمَّت ما كتبه من شعر وطبعت بعد وفاته، وهي: في ملكوت الله مع أسماء الله، الحضرة في رحاب الله مع سيدنا رسول الله، أنوار الحق في الصلاة على خير الخلق (صلى الله عليه وسلم)، راحة الأرواح(1).

<sup>(</sup>٣) معجم البابطين لشعراء العربية.

<sup>(</sup>٤) الطبقات الكبرى ٣/ ٥٧٩، معجم البابطين لشعراء



عبدالملك بن إبراهيم آل الشيخ (١٣٢٤ - ١٩٠٤ه = ١٩٠٦ - ١٩٨٤م) (تكملة معجم المؤلفين)

عبدالملك أحمد عودة (١٣٤٨ - ١٤٣٥ هـ = ١٩٢٩ - ٢٠١٣م) أستاذ العلوم السياسية.



من مصر. شقيق المستشار الشهيد عبدالقادر عودة. نال درجة الماجستير كالمنة التجارة عالمكتوراه (١٣٧٦هـ) من كلية التجارة بجامعة القاهرة. أستاذ العلوم السياسية، عميد كليات الاقتصاد، والعلوم السياسية، والإعلام، والدراسات الإفريقية الرسائل العلمية، وأسهم في دراسة النظم السياسية الإفريقية، والعلاقات العربية الإفريقية، ودول حوض النيل. مؤسس مركز البحوث الإفريقية بجامعة القاهرة، مركز البحوث الإفريقية بجامعة القاهرة، أكثر من مرة من السفر لحضور مؤتمرات علمية لكونه شقيق عبدالقادر أحد قيادات علمية الإخوان المسلمين، لكن بأمر من مرة من المسلمين، لكن بأمر من

الرئيس جمال عبدالناصر رُفع اسمه من قائمة الممنوعين من السفر!! وقد تتلمذ عليه عدد من المشاهير في محال السياسة والإعلام، مثل عادل حمودة، ومصطفى الفقى، وهدى عبدالناصر! ولقب بعميد الدراسات الإفريقية في مصر والعالم العربي. توفي يوم الأربعاء ٢٤ محرم، ٢٧ نوفمبر. كتبه: إريتريا: دراسة مسحية شاملة: أفريقيا تتحول: كلام في الديمقراطية، إفريقيا ومتغيرات ٩٤، إفريقية عام ١٩٦٠م، التعاون والأمن في إفريقيا، جيبوتى: دراسة مسحية شاملة (مع آخرين)، سنوات الحسم في إفريقيا ١٩٦٠م. ١٩٦٩م، السياسة والحكم في إفريقيا، فكرة الضمان الجماعي في ظل المنظمة الإقليمية لجامعة الدول العربية (ماجستير)، الكتلة الإسلامية (دكتوراه)، مواثيق مصر العسكرية، تصفية الاستعمار العالمي، الحياد الإيجابي، القومية العربية، فكرة الوحدة الإفريقية، الحرب والسلام في إفريقيا(١).

عبدالملك إسماعيل محمد (١٣٥٦ – ٢٠٠٦هـ = ١٩٣٧ – ٢٠٠٦م) دبلوماسي.



ولد في مدينة عدن، حصل على الماجستير في علم الإدارة من جامعة عين شمس بالقاهرة. عاد ليتولى عددًا من المناصب الوزارية، فكان وزيرًا للعمل، فالاقتصاد، ثم

(۱) المصري اليوم ۲۰۱۳/۱۱/۲۷م، موقع الوطن (مصر) ۲۰۱۳/۱۱/۲۸م. وإضافيات.

كان مندوبًا لليمن وسفيرًا فوق العادة لدى الأمم المتحدة، وعمل خلال ذلك نائبًا لرئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورة لمأ، ثم سفيرًا في مصر، فالسودان، ومندوبًا المتحدة، وسفيرًا في باكستان، وبنجلادش. وعُرف بتحالفه مع الرئيس قحطان الشعبي (أول رئيس لليمن الجنوبي)، وبعد الوحدة انضمً إلى حزب المؤتمر الشعبي العام، وأصبح عضًوا في لجنته الدائمة، ومنسقًا للجنة السياسية فيه. ومات في ٢٢ ذي الحجة، ٢٢ يناير(٢).

#### عبدالملك بانافع = عبدالملك محمد بانافع

عبدالملك خليل (۱۳۵۲ – ۱۶۳۰ هـ = ۱۹۳۳ – ۲۰۰۹م)



من مصر. نشأ يتيمًا، تخرَّج في كلية الآداب بجامعة عين شمس، وسُحن ست سنوات بسبب انتمائه إلى منظمة يسارية، عمل بعده في عدة صحف، منها: المساء، أخبار اليوم، ثم الأهرام، التي ظلَّ مديرًا لمكتبها بموسكو ما يقرب من ، ٤ عامًا. وكان عميدًا للمراسلين الأجانب هناك، وصديقًا لكبار المسؤولين، وأحبَّ روسيا حبًا شديدًا، وكانت له زوجة روسية وله معها قصة حبّ. مات يوم السبت ٢٢

(٢) موسوعة الأعلام للشميري.

ربيع الآخر، ١٨ نيسان (أبريل). كتب دراسات وتحليلات في الشؤون الخارجية خاصة، وحول حركات التحرر الوطني وقضايا روسيا<sup>(١)</sup>.

عبدالملك بن دهيش = عبدالملك بن عبدالله بن دهيش

عبدالملك ريجي (۱٤٠٣ - ١٤٠١ه = ١٩٨٣ - ٢٠١٠م) زعيم حركة «جند الله» السنية في إيران.



ترجع أصوله إلى قبيلة «ربجي» إحدى أكبر قبائل البلوش في إيران، وتنتمي إلى أهل السنة والجماعة. أنشأ جماعة (جند الله) وقاعًا عن حقوق أهل السنة في إيران، وقد قامت بعمليات مسلحة ضدَّ الحرس الثوري الشيعي ورجال الأمن في محافظة سيستان الشيعي ورجال الأمن في محافظة سيستان جماعته مسؤولة عن مقتل (١٥٤) من أفراد القوى الأمنية وعدد آخر من المدنيين، وعن القوى الأمنية وعدد آخر من المدنيين، وعن وقد اعتقلته المخابرات الإيرانية أثناء سفره وقد اعتقلته المخابرات الإيرانية أثناء سفره جوًا من دبي إلى قرغيستان، وأعدم يوم وطرحد ٨ رجب، ٢٠ حزيران (يونيو)،

وأعدم قبله بشهر أحوه عبدالحميد(٢).



عبدالملك ريجي زعيم جماعة جند الله

عبدالملك الشيباني = عبدالملك مرشد الشيباني

عبدالملك عبدالرحمن ملًا (۱۳۵۲ – ۱۶۲۸ ه = ۱۹۳۳ – ۲۰۰۷م) شيخ المؤدِّنين بالمسجد الحرام.



من مكة المكرمة. نشأ في منزل عمه أحمد علي ملا مؤذّن الحرم، حفظ القرآن في صغره، وتخرَّج من كلية الشريعة بمكة المكرمة عام ١٣٧٢ه، وبدأ معلمًا ثم مديرًا للمعهد العلمي السعودي الابتدائي والثانوي، وكرِّم لكونه من الرواد التربويين في مجال التعليم، وكان طوال هذه المدة يعمل مؤذنًا في المسجد الحرام مع والده وعمه، وفي عام الحرام، واستمرَّ في وظيفته حتى آخر شهر الحرام، وتوفي في الأول من شهر ربيع صحته، وتوفي في الأول من شهر ربيع

(۲) الجزيرة نت ۹/۷/۱۳۱۱هـ، الموسوعة الحرة ۲/۱۱/۱۱۳م.





عبدالملك عبدالرحمن الملاكان شيخ مؤذني المسجد الحرام

عبدالملك عبداللطيف نوري (۱۳۳۹ – ۱۶۱۹هـ = ۱۹۲۰ – ۱۹۹۸م) من رواد القصة الحديثة في العراق.



ولد على شاطئ قناة السويس في محجر صحي بمصر. تخرج في كلية الحقوق ببغداد، عين ملاحظ محكمة استئناف التسوية، ثم سكرتيرًا أول في ديوان وزارة الخارجية. نشر أول قصة له في مجلة «المجلة» عام ١٣٦٠هـ – ١٩٤١م). تأثر بأسلوب جيمس جويس، واهتم بالطبقة البائسة. مات في شهر ربيع الآخر، أوائل آب (أغسطس).

عبدالملك نوري: رحلة الإبداع/ هاتف الثلج (الموسوعة الصغيرة).

عبدالملك نوري: ريادة فنية وسايكولوجية

 <sup>(</sup>۳) عكاظ ع ۳۰۰۳ (٦ سبتمبر ۲۰۰۹م) موقع الجريلة.
 وصورته من منتدى خثيم غامد.

في القصة العراقية/ مؤيد جواد الطلال. له مسرحية «دمقس وأرجوان» ومجموعات قصصية هي: رسل الإنسانية، نشيد الأرض، شعبنا ينتفض، خشب ومخمل ومسرحيات أخرى (إعداد وتقليم هاتف الثلج). وبعد وفاته: مقالات وقصائد نثر، من إعداد السابق. وصدرت أعماله القصصية الكاملة(۱).

عبدالملك بن عبدالله بن دهيش (١٣٦٠ - ١٤٣٤هـ = ١٩٤١ - ٢٠١٣م) عالم محقق.



ولادته بمدينة حائل في السعودية. أجيز من كلية الشريعة بمكة المكرمة، ونال شهادتي الماجستير والدكتوراه من جامعة لكنؤ بالهند. ومن مشايخه والده، وعبدالله خياط، وحسن المشاط، وحصَّل إجازات في الحديث. بدأ حياته العملية في السلك القضائي، وعمل رئيساً مساعداً للمحكمة الشرعية الكبرى بمكة، ونائباً للرئيس العام لشؤون الحرم النبوي، ثم رئيساً عاماً لتعليم البنات بمرتبة وزير (١٤١٠ - ٢١١١ه)، وأشرف على رسائل علمية في جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، وشارك في مؤتمرات ولقاءات محلية وإسلامية، عضو في عدد من اللجان والهيئات، وله مقالات منشورة في الصحف والمحلات المحلية، وشارك في ندوة الحج الكبرى، وكان يذكر في ترجمته أنه حضر مجالس للملك فهد. توفي يوم

 (١) أعلام الأدب في العراق الحديث ص٢١٧، موسوعة أعلام العراق ١/ ١٣٧، معجم المؤلفين والكتاب العراقيين
 ٥/ ١٨٩.

الخميس ٢٢ شوال، ٢٩ آب (أغسطس). تحقيقاته: الأحاديث المختارة أو المستخرج من الأحاديث المختارة مما لم يخرِّجه البخاري ومسلم في صحيحيهما لضياء المقدسي (١٣ مج)، أخبار مكة في قديم الدهر وحديثه للفاكهي (٦مج، أصله رسالة ماجستير)، أخبار مكة وما جاء فيها من الآثار للأزرقي (٢مج)، إرشاد إلى أولى النهى لدقائق المنتهى: حاشية على منتهى الإرادات للبهوتي (٢مج)، إفادة الأنام بذكر أخبار بلد الله الحرام مع تعليقه المسمى إتمام الكلام لابن غازي المكى (٧مج)، تحصيل المرام في أخبار البيت الحرام والمشاعر العظام ومكة والحرم وولاتها الفخام للصباغ، جامع المسانيد والسنن الهادي لأقوم سنن لابن كثير (١٠مج)، الدرُّ الكمين بذيل العقد الثمين في تاريخ البلد الأمين لابن فهد المكي (٣مج)، رموز الكنوز في تفسير الكتاب العزيز للرسعني (٩مج)، رؤوس المسائل في الخلاف على مذهب أبي عبدالله أحمد بن حنبل للشريف أبي جعفر عبدالخالق بن عیسی (۲مج)، شرح الزرکشی علی متن الخرقى (٤مج)، فتح الملك العزيز بشرح الوجيز للهيتي (والوجيز للدجيلي، في الفقه الحنبلي)، المتجر الرابح في ثواب العمل الصالح للدمياطي (تحقيق مع رضوان محمد رضوان، ثم بنفسه).

ومن تآليفه: حدود الصفا والمروة: التوسعة الحديثة ٢٩ ١٤ ١هـ: دارسة تاريخية فقهية، حدود المشاعر المقدسة: منى – مزدلفة – عرفات، الحرم المكي الشريف والأعلام المحيطة به: دراسة تاريخية وميدانية (أصله دكتوراه)، وله غير ما ذكر مما ألف وحقق في (تكملة معجم المؤلفين)(٢).

(۲) موسوعة الشخصيات السعودية ص۲۱، معجم الكتاب والمؤلفين في السعودية ص٥٥، الموقع الرسمي للمترجم له على الشبكة العالمية للمعلومات، مجلة الحج (جمادى الأولى ١٤٢١، ١٣/١، ٢٠٣/، موقع قبلة الدنيا مكة المكرمة.

# عبدالملك علوان المقرمي (٠٠٠ - ٢٠٧٧هـ = ٢٠٠٠ م) (تكملة معجم المؤلفين)

## عبدالملك بن عمر آل الشيخ (١٣٤٥ - ١٩٩٣ م) فقيه حنبلي مجتهد.

من مواليد الرياض، درس على علمائها وأجيز منهم، تخرج في كلية الشريعة، عمل عضوًا مفتيًا بدار الإفتاء تحت رئاسة المفتي محمد بن إبراهيم ولبث فيها (٤٠) سنة، حتى وفاته. وكان يجلس للفتوى أيضًا في منزله، لقب بفقيه الحنابلة، تولَّى مناصب دينية رفيعة، وقضى حياته مدرسًا ومرشدًا وموجهًا في حلقات العلم، وفي حلً ما استعصى على العلماء والقضاة في شؤون الناس وقضاياهم (٣).

عبدالملك عودة = عبدالملك أحمد عودة

#### عبدالملك كريم أمر الله (١٣٢٦ - ١٤٠١ه = ١٩٠٨ - ١٩٨١م) عالم ومفسِّر علَّامة.

اشتهر برحمكا» اختصارًا من اسمه: «الحاج عبدالملك كريم أمر الله».



ولادته في سومطرة الغربية بإندونيسيا. تتلمذ على والده العالم، وعلى علماء آخرين

(٣) موسوعة أسبار ٢/ ٧٨٨.

بجاوة، وكان ضليعًا في اللغة العربية، ومنحته جامعة الأزهر شهادة الدكتوراه الفخرية عام ١٣٧٨هـ، وكان إمام المسجد الوطني في إندونيسيا، وأمضى حوالي عشر سنوات في السجن إبان حكم الرئيس سوكارنو؛ لأنه كان يدعو إلى محاربة الشيوعية التي كانت تعادي الدين الإسلامي. وكتب الكثير من تفسيره وهو في السجن، إضافة إلى كتابة عدد من الروايات، ونظم الشعر أيضًا.. تولَّى رئاسة مجلس العلماء الأندونيسيين، أنشأ مؤسَّسة الأزهر الإسلامية. توفي في شهر رمضان، الموافق لشهر تموز (يوليو). قدِّمت فيه رسالة جامعية بعنوان:

حكا: دراسة بعض أشكال لأفكاره الصوفية/ نور هادي إحسان. - ماليزيا: الجامعة الإسلامية العالمية، ١٤١٨ه. وأخرى بعنوان: النزعة الصوفية عند حامكا/ مزينة معتصم حسين (رسالة ماجستير -جامعة الأزهر، ١٤١٤ه).

وله تآليف عديدة، منها: تفسير الأزهر (٣٠ ج)، دور المرأة في الإسلام، سلم الوصول (في أصول الفقه)، خطيب الأمة، التصوف الحديث، تاريخ الأمة الإسلامية  $(1)(>\xi)$ 

عبدالملك محمد بانافع (7771 - 37312 = 5091 - 71.79) (تكملة معجم المؤلفين)

عبدالملك مرشد الشيباني (۱۳۷۲ - ۱۹۳۵ه = ۱۹۵۲ - ۲۰۱۳م) كاتب وداعية ومؤرخ إسلامي.



ولد في عزلة بني شيبة في بلاد الحجرية

بمحافظة تعز اليمنية. درس على جماعة من

العلماء، منهم عبدالرحمن بن قائد، وعلى

الغيلي، وعمر طرموم، ونال إجازة من قسم

التاريخ بكلية التربية في جامعة صنعاء، ثم

إنه عمل مدرِّسًا، فمديرًا، فموجِّهًا في كثير

من المدارس، وعيّن رئيسًا للجنة التاريخ

والتربية الاجتماعية والسيرة في معاهد

ومدارس صنعاء، ورئيسًا لتحرير صحيفة

(الإصلاح) الصادرة في تعز، وأمينًا لرابطة

طيف الأدبية بحا. من مؤسّسي التجمع

اليمني للإصلاح، وكان أمينًا مساعدًا لفرع

الإصلاح بتعز، وعضو مجلس الشورى

به، وكتب في الصحف، وخاصة صحيفة

(الصحوة) منذ تأسيسها عام ١٤٠٥ه،

وكانت له فيها زاوية بعنوان (نفثات اليراع)،

وكتب في صحيفة (الأهالي) مؤرِّخًا لعدد

من الشخصيات الوطنية. توفي يوم الأربعاء

١٥ صفر، ١٨ كانون الأول (ديسمبر).

كتبه: الداعية والهمة العالية، السيرة في

ظلال القرآن، صحابة اليمن، العصبية،

مسيرة الإصلاح، اليمن في الكتاب والسنة،

العلم والعلماء، فنُّ الرحلات، الظهور الإسلامي، رجال الطبراني في الميزان، تخريج

أحاديث اليمن وأهله، قضايا ومناقشات

تاريخية، العالم الإسلامي، شهيد القرآن

(سيرة حياة عبده محمد المخلافي) (Y).

عبدالملك ملا زاده (· ٧٣١ - ٢١٤١ه = ، ١٩٥٠ - ٢٩٩١م) من علماء السنة والدعاة الناشطين بإيران.

ولادته في قرية حيط سرباز التابعة لمدينة إيرانشهر بمنطقة بلوشستان في أسرة علم، وكان والده (مولانا عبدالعزيز) من العلماء والدعاة المشهورين، فتعلم عليه، وأتمَّ دراسته بالجامعة الإسلامية في المدينة المنورة. نشط في محال الدعوة الإسلامية والمطالبة بحقوق أهل السنة في إيران، اعتُقل عقب الثورة الشيعية مع (٤٠٠) آخرين من علماء أهل السنة ومثقفيهم بتهمة الانتماء إلى حركة (شمس - شورى المسلمين السنة)، وبعد إطلاق سراحه أسَّس في مدينة زاهدان الإيرانية منظمة تحمل اسم «المنظمة المحمدية لأهل السنة» وكانت ذات أهداف إسلامية رائعة، ونتج عنها إنشاء صحيفة «لمعة من الإسلام» ونشاطات إسلامية عديدة، لكن الدولة أغلقتها وحظرت عليها أي نشاط ديني أو سياسي، ومُنع هو من التدريس وأجبر على الهجرة. اغتيل في مدينة كراتشي الباكستانية يوم ١٥ رمضان، ٤ آذار (مارس) على يد الاستخبارات الإيرانية(٣).

#### عبدالمنعم أحمد البنا (7371 - V+31a = 7781 - VAP1a)

اقتصادي بارز.

من الدرب الأحمر بمصر. حاصل على

(٣) المحتمع ع ١١٩١ (٢٢/١٠/٢١١هـ) ص٢١ ومعلومات من الشبكة العالمية، منها شبكة سني نيوز الإخبارية ٢٢/٣/٢٢ه.

(٢) موسوعة الألقاب اليمنية ٤٨٦/٣ الموسوعة الحرة ۲۰۱۳/۱۲/۱۸ وإضافات ..

<sup>(</sup>١) أندونيسيا بين الحملات التنصيرية والدعوة الإسلامية من منتصف القرن العشرين إلى أواخره/ محمد ريحان ناسوتيون. - طرابلس، ليبيا: كلية الدعوة، ١٤١٢هـ (رسالة ماجستیر) ص۱۰۲ الهامش، نقلًا من عدة مصادر. (إعداد شقيقي محمد نور)، موقع المعرفة (١٤٣٢هـ).

عددًا من أئمة وأعلام الدعوة. درَّس بمعهد

القرآن الكريم في الكويت، وفي معهد

الإمامة والخطابة، والقصر الأميري، وشارك

في الرقابة على طباعة المصاحف، وعلى

الأفلام قبل عرضها، ثم كان أستاذًا في جامعة الملك عبدالعزيز بجدة، ومحكمًا في

ترقية أعضاء هيئة التدريس داخل الجامعة

وخارجها، ودعا في مساجد وأندية ومعاهد

البحرين ومسقط، وألوية ومحافظات اليمن، وشارك في ترجمة معاني القرآن الكريم إلى

الإنجليزية، وأسهم في توعية الطلاب

بالمعسكرات، وقدَّم (٤٤) حلقة من برنامج (نور الإيمان) بالإذاعة السعودية، وشارك

في إرساء قواعد ترجمة معاني القرآن الكريم

إلى سائر اللغات، وعُقدت له محاضرات

ومؤتمرات بمجمع الملك فهد لطباعة

المصحف الشريف بالمدينة المنورة. وقد

توفاه الله يوم الأحد ٢٠ شعبان، ٣١ يوليه.

وله تصانیف جلیلة، منها: تفسیره:

فتح الرحمن في تفسير القرآن (٧ مج:

١٨٠٤ص) (استغرق فيه عشر سنوات)،

إعداد "تفسير الكتاب العزيز" حسب

ترتيب السور، الذي راجعته إدارة الفتوى

والبحوث بالرياض، وقدَّم سبعة كتب في

سلسلة (تفسير القرآن حسب مطالبه)

التزم فيها منهج التفسير الموضوعي للقرآن

الكريم، وهي: آيات الإيمان بالله، آيات

الإيمان بالملائكة، آيات الإيمان بالكتب،

آيات الإيمان بالرسل، آيات الإيمان

بالآخرة، آيات الحجة على المشركين بالله،

آيات الحجة على الكافرين بالملائكة

(وترجمت السلسلة إلى الإنجليزية)، شرح

رسالة التعاليم للإمام الشهيد حسن البنا.

وبحوث أو مؤلفات أخرى له ذكرت في

(تكملة معجم المؤلفين)(٢).

الدكتوراه في العلوم الاقتصادية من جامعة «هارفارد». عمل أستاذًا للاقتصاد بكلية التجارة في جامعة القاهرة، وخبيرًا اقتصاديًا بصندوق النقد الدولي وهيئة الأمم المتحدة، ومديرًا تنفيذيًا لبنك التنمية الإفريقي، وأمينًا عامًا لجلس الوحدة الاقتصادية، ومحافظًا لبنك فيصل الإسلامي، ونائبًا لمحافظ البنك المركزي.

من كتبه: النظرية الاقتصادية، الوحدة الاقتصادية العربية، الأزمات والسياسات النقدية(١).

عبدالمنعم أحمد تعيلب (PTT1 - 1731a = 1781 - 1179) عالم مفسِّر وداعية قدير.



ولادته في قرية بني أوس في محافظة الشرقية بمصر، بعد أن حفظ القرآن الكريم توجُّه إلى العلم الشرعي، وحصل على الترتيب الأول بين جميع الخريجين في كلية أصول الدين، وتابع تعليمه العالي فحصل على الدكتوراه في التفسير، ثم درَّس في المعاهد وفي كلية الدراسات العربية والإسلامية الأزهرية. أشرف على الدعاة في شتى محافظات مصر، وقد شارك في الدعوة والوعظ منذ أيام الاحتلال الإنجليزي، وفُصل من عمله بالأزهر منذ الصدام بين الإخوان المسلمين والسلطة، فسافر إلى الخارج. وكان التحاقه بركب الدعوة مبكرًا، بعد أن تعرَّف عليها وعلى مؤسّسها الإمام حسن البنا، واعتقل بسبب ذلك أكثر من مرة، وقد صاحب

(١) أعلام مصر في القرن العشرين ٣٢١.

عبدالمنعم أحمد رزق ( · · · - VY3 / a = · · · - / · · · Y a) (تكملة معجم المؤلفين)

عبدالمنعم أحمد النمر (TTT1 - 1131a = 7181 - 1881a) عالم وكاتب إسلامي وزير.



وُلد في مدينة دسوق، وتخرج من كلية أصول الدين، وحصل على درجة الدكتوراه في التاريخ الإسلامي من جامعة الأزهر. تقلد عدة مناصب، أهمها: الأمين المساعد لجمع البحوث الإسلامية، وكيل الأزهر، وزير الأوقاف. وكان عضوًا في الجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، والمحلس الأعلى للفنون والآداب، والجلس الأعلى للصحافة، ورأس لجنة ترجمة معاني القرآن الكريم إلى اللغة الإنجليزية، وأسهم في إصدار العديد من الجلات الإسلامية بالدول العربية. ويذكر هنا أيضًا أن لجنة الفتوى بالجامع الأزهر عندما بينت عدم جواز الصلح مع اليهود بتاريخ ١٣٧٥/٥/٨ه برئاسة الشيخ حسنين محمد مخلوف، كتب النمر - شيخ الجامع الأزهر بالنيابة - تعليقًا في صحيفة السياسي الأسبوعي، المصرية يوم ١٩٧٨/١١/١٢م يبطل فتوى الأزهر بعدم جواز الصلح مع اليهود، مبينًا أن كلَّ فتوى لها ظروفها وأسباها، وكلَّ حكم له علته ودواعيه، فإذا تغيرت الظروف والأسباب تغير الحكم تبعًا لذلك. توفي يوم الاثنين ۲۰ ذي القعدة.

(٢) إخوان ويكي (استفيد منه في ربيع الآخر ١٤٣٢هـ).

صاحب الفته الملك معدد عليفرير الفته الدواع على الرسوم المساء الم



عبدالمنعم النمر (خطه، ثم خطه وتوقيعه)

له العديد من المؤلفات التي تتناول الدعوة الإسلامية والفقه.. منها: إسلام لا شيوعية، الإسلام والغرب وجهًا لوجه، الإسلام في الهند، والمبادئ المستوردة، تاريخ الإسلام في الهند، حضارتنا وحضارقم، السنة والتشريع، الشيعة – المهدي – الدروز: تاريخ ووثائق، المسلمين في تحرير الهند، مشاكلنا في ضوء الإسلام، المؤامرة على الكعبة من القرامطة المبابية والبهائية، حديث إلى الشباب المتطرف، مولانا أبو الكلام آزاد: حياته وجهاده الديني والوطني في سبيل تحرير الهند (أصله دكتوراه). وكتب أحرى له ذكرت في (تكملة معجم المؤلفين) (۱).

عبدالمنعم إسماعيل (۰۰۰ - ۱٤۲٤هـ = ۰۰۰ - ۲۰۰۳م) (تكملة معجم المؤلفين)

عبدالمنعم الأنصاري = محمد عبدالمنعم بن حسن

**عبدالمنعم بهنسي** (۱۳۲۸ - ۱۲۱۱ه = ۱۹۲۹ - ۱۹۹۰م) مصوّر سينمائي.



من مصر. بدأ العمل مع المصوّر عبدالحليم نصر، وتابع عمله وتدرَّج فيه حتى صور أول أفلامه عام ١٣٨٤هـ (١٩٦٤م)، وقد صورً (٨٢) فيلمًا، منها: المارد، البؤساء، السكرية، عنبر الموت. ونال عدة جوائز عن أعماله من: فنّ السينما، النقاد، الفيلم. ومات في ٨ صفر، ٢٩ آب (أغسطس)(٢).

عبدالمنعم تعيلب = عبدالمنعم أحمد تعيلب

**عبدالمنعم الجادر** (۱۳۶۳ – ۱۹۱۱ه = ۱۹۲۴ – ۱۹۹۰م) أديب وكاتب صحفي.

في الستينات الميلادية، وأنشأ علاقات مع الأدباء، واهتم بالفن الحديث في العراق. وله من الكتب: تاريخ السينما والمسرح في العالم، فنانون عالميون، مستشفى الأمير عبدالإله للأمراض الصدرية، من تاريخ النهضة الفنية في العراق الحديث، للثورة للمحارب للحب (شعر)، قصائد وقصص، حكاية صحفية، ثورة للمعارك للحب للشعر<sup>(1)</sup>.

من مواليد بغداد، لم يكمل دراسته لانشغاله

بالصحافة، وقد بدأ محرِّرًا في جريدة

«الزمان»، ثم أصدر جريدة «كل شيء»

عبدالمنعم الجداوي = عبدالمنعم محمد الجداوي

عبدالمنعم بن جعفر الكاظمي (۱۳۲٤ - ۱۳۹۷ه = ۱۹۰۱ - ۱۹۷۷م) (تكملة معجم المؤلفين)

عبدالمنعم حسن شافعي (۱۳۷۰ - ۱۹۲۱ه؟ = ۱۹۵۰ - ۲۰۰۱م) (تكملة معجم المؤلفين)

عبدالمنعم حسن العدوي (۱۳۲۳ – ۱۹۰۷ه = ۱۹۰۵ – ۱۹۸۲م) داعیة في بلاد الهند، صحفي مهاجر، دبلوماسي.

 (٣) موسوعة أعلام العراق ٢/ ١٥٣، معجم المؤلفين العراقيين ٢/ ٣٤٩، معجم المؤلفين والكتاب العراقيين ٥/
 ١٩١١ معجم البابطين لشعراء العربية.  (۱) الموسوعة القومية للشخصيات المصرية البارزة ص٢٢١٠ البعث الإسلامي مج ٣٦ ع ٥، الأهرام ع ٣٦٣٨٣
 (٤٠٦/١١/١٤)، الفيصل ع ١٧٥ (محرم ١٤١٢هـ) ص ١٢٠.

 <sup>(</sup>٢) أهل الفن ص١٩٣، الفيصل ع ١٦٦ (ربيع الآخر
 ١٤١١هـ) ص١٢٣، وصورته من موقع (الفيلم كوم).

من قبيلة العدوة بصعيد مصر، جدُّه الأعلى الشيخ حسن الحمزاوي شيخ جامع الأزهر. ولد بالقاهرة، وأكمل دراسته فيها، ثم سافر إلى بومباي بالهند سنة ١٣٤٨هـ مراسلًا خاصًا لجريدة البلاغ المصرية الواسعة الانتشار آنذاك، وبقى هناك ١٧ عامًا، وتزوج فيها، ثم هاجر إلى باكستان بعد أربعة أشهر من التقسيم في سنة ١٩٤٧م (١٣٦٧هـ). ودافع عن الإسلام واللغة العربية، كما اشترك فعليًا مع جهاد مسلمي الهند ضدَّ المحتل الإنجليزي والعداء المندوكي، حتى حصلوا على الاستقلال. وقد أصدر عام (١٣٥٥هـ) ١٩٣٧م محلة «العرب» الشهرية في بومباي باللغة العربية لنقل أحبار المسلمين من القارة الهندية إلى العالم العربي، وخاصة إلى جريدتي البلاغ والمصري ومحلة الإخوان المسلمين. وكان يترجم رسائل محمد على جناح ورئيس الوزراء لياقت على خان إلى رؤساء الدول العربية. وقد أغلقت الحكومة الهندية مجلة العرب في منتصف سنة ١٩٤٦م، فترك الهند وعاد إلى مصر، وبقى بما سنة واحدة، ثم عاد وسكن مدينة كراتشي. وكان قد اشتغل خلال وجوده بالهند رئيسًا للقسم العربي بوزارة الإعلام الهندية، ورئيس تحرير محلة (النفير) الهندية التي كانت تصدر باللغة العربية. وأرسل مبعوثًا من قبل دولة باكستان إلى كثير من الدول في العالم، وحضر عددًا كبيرًا من المؤتمرات العالمية. طبع كتب الشاعر المشهور محمد إقبال بالعربية، كما نشر عددًا من الكتب العربية في الهند وباكستان في مطبعته التي سماها (العرب).

توفي يوم الثلاثاء ٢٦ جمادى الآخرة، ودفن بكراتشي (١).

#### عبدالمنعم حسن قنديل (۱۳٤٢ – ۱۹۱۷ه = ۱۹۲۳ – ۱۹۹۹م)

كاتب إسلامي ومحرر صحفي. ولد في قرية «أبو طوالة» التابعة لمركز منيا القمح بمصر، تخرَّج في معهد الزقازيق الديني، وفي كلية دار العلوم بالقاهرة، وطالع في مكتبة جدِّه، عمل مدققًا لغويًا بالصحافة، ورأس وتنقل في عدة مؤسسات صحفية، ورأس تحرير مجلة «اللواء الإسلامي» حتى وفاته. وقد شارك في ندوات ومهرجانات شعرية، ونشط في كتابة المقالات ومراسلة بعض ونشط في كتابة المقالات ومراسلة بعض الصحف، وكان له مقال أسبوعي في تلك الجريدة. عضو في اتحاد الكتاب، وفي نقابة



عبدالمنعم حسن قنديل رأس تحرير «اللواء الإسلامي» حتى وفاته

وله كتب عديدة، منها: أبرهة الجديد: الرجل الذي استباح دماء المسلمين وأراد أن يحرق الكعبة المشرفة، أعلام الصوفية الشاذلية الفاسية: دراسة (مع حسن علام)، التداوي بالقرآن، رابعة العدوية عذراء البصرة البتول، ليالي مكة (مع الجمبلاطي)، منصر الأندلس أو محمد بن أبي عامر (مع السابق)، مدخل إلى قلب الرجل، فاتح صقلية، التداوي بعسل النحل، عقبة بن نافع، البخاري، أسامة بن زيد. وله مؤلفات أخرى ذكرت في (تكملة معجم المؤلفين)(۱).

#### عبدالمنعم حسن كامل (۲۰۰۰ – ۱٤۲٥ = ۲۰۰۰ – ۲۰۰۰م) (تكملة معجم المؤلفين)

عبدالمنعم حسين الفرطوسي (١٣٣٥ - ١٤٠٣ه = ١٩١٦ - ١٩٨٣م) (تكملة معجم المؤلفين)

عبدالمنعم خلاف (۰۰۰ – ۱٤۲٥ هـ = ۰۰۰ – ۲۰۰۴م) (تكملة معجم المؤلفين)

عبدالمنعم رشاد (۱۳۵۳ – ۱۶۲۹ه = ۱۹۳۱ – ۲۰۰۸م) باحث في التاريخ.

من الموصل، حاز شهادة الدكتوراه في التاريخ من لندن، عاد ودرَّس في جامعة الموصل، وأصبح عميدًا لهيئة الإنسانيات، وكان له دور فاعل في إنشاء الجامعة الأخيرة، وأشرف على عدد كبير من الرسائل الجامعية، ومنذ سنة كارديف بإنجلترا، وقد ترأس جمعية المؤرخين والآثاريين بفرع نينوى، ورأس تحرير عدد من المحلات العلمية الأكاديمية، وأسهم في إنشاء دار الكتب والوثائق، واهتم بتاريخ العراق منذ عصر المغول حتى العثماني،

من عناوين كتبه: الخلافة العباسية ٥٧٥ – ٥٦هـ (رسالته في الدكتوراه)، الإسلام في شرق جنوب آسيا، تاريخ الدولة العباسية في عصورها المتأخرة، جمهوريات آسيا الوسطى ونقد الإقليمية.

ومات يوم الأربعاء ١٧ ربيع الآخر، ٢٣

نیسان.

وله بالمشاركة: الصراع العراقي الفارسي، اليونان والرومان، الأمين الخليفة المفترى عليه.

وشارك في إعداد موسوعات، وله بحوث (٣).

<sup>(</sup>٢) معجم البابطين لشعراء العربية، مع إضافات.

 <sup>(</sup>٣) مما كتبه إبراهيم خليل العلاف: الحوار المتمدن ع
 ۲۲۷۲ (٥/٥/١٠٠٨) (موقع)، معجم المؤلفين والكتاب العراقيين ٥/ ١٩٢.



#### عبدالمنعم بن رشید الرحبي (۱۳۵۰ – ۱۶۱۵ه = ۱۹۳۱ – ۱۹۹۰م) (تکملة معجم المؤلفین)

عبدالمنعم زنابیلي (۱۳٤٥ - ۱۳۲۵ه؟ = ۱۹۲۱ - ۲۰۰۶م) باحث سیاسی اجتماعی.



من حلب. حصل على دكتوراه الدولة في العلوم الاجتماعية والسياسية من سويسرا، وعمل مديرًا للسياحة في وزارة الاقتصاد، وكان عضو جمعية البحوث والدراسات في اتحاد الكتاب العرب. وله كتب، منها: الدول العربية والأمم المتحدة (رسالة دكتوراه)، المجتمع العربي (درِّس في جامعة حلب)، موجز في المذاهب الاقتصادية (إصدار شخصي)، تشرين في مجلس الأمين، سياسة المنتجات الأساسية والطاقة في هيئة الأمم المتحدة، تطور مفهوم الحياد عبر المؤتمرات الدولية، الحوار بين الشمال والجنوب، العالم الثالث في التوازن الشمال والجنوب، العالم الثالث في التوازن الاقتصادي العالمي، الحوار العربي الأوربي (۱).

عبدالمنعم السامرائي = محمد بن مال الله الخالدي

عبدالمنعم سعودي (۱۰۰۰ - ۱٤۳۳ه = ۲۰۰۰ - ۲۰۱۲م) رجل أعمال.



من مصر. أستاذ الاقتصاد بكلية الزراعة في جامعة القاهرة، ثم نشط في العمل الحرّ بتجارة السيارات، وكان أول من بادر بالتصنيع المحلى للعديد من أنواع السيارات، رئيس مجموعة شركات سعودي، وتولَّى رئاسة جمعية مستثمري ٦ أكتوبر، كما رأس اتحاد الصناعات المصرية، ورابطة صنّاع السيارات، صاحب توكيل (سوزوكي) وغيرها. وتنوعت أنشطته من تجارية وصناعية إلى عقارية وحدمية، ورأس العديد من الجالس الإدارية لشركات ومصانع، وكان رافضًا التطبيع الاقتصادي مع الكيان اليهودي بقوة. ونعاه الشيخ يوسف القرضاوي رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين بحرارة، بقوله: «رحل عنا رجل من أبرز رجالات العلم والصناعة والأعمال بمصر». توفي في شهر جمادي الأولى، أواخر مارس.

له مذكرات مخطوطة لدى أسرته عن الصناعة والسياسة (٢).

عبدالمنعم السعيد البدراوي (١٣٣٧ - ١٤١٧هـ = ١٩١٨ - ٢٠٠٦م) حقوقي أكاديمي.

نال شهادة الدكتوراه من كلية الحقوق بجامعة القاهرة عام ١٣٧٠ه، ثم كان رئيس جامعة المنصورة، وعميد كلية الحقوق بجامعة القاهرة. مات يوم الخميس ٦ ربيع الآخر، ٤ مايو.

من عناوين كتبه: مبادئ القانون الروماني: تاريخه ونظمه (مع محمد عبدالمنعم بدر)، التأمين، حق الملكية، عقد البيع في القانون المدني، المدخل للعلوم القانونية، النظرية العامة للالتزامات، أثر مضي المدة في الالتزام (دكتوراه).



عبدالمنعم السعيد البدراوي رأس جامعة المنصورة

عبدالمنعم سليم = عبدالمنعم عبدالفتاح سليم

عبدالمنعم سليم جبارة (١٣٤٩ - ١٤٢٤ه = ١٩٣٠ - ٣٠٠٩م) كاتب ومحلّل سياسي إسلامي، باحث ومفكر داعية.



<sup>(</sup>۲) بوابة أخبار البوم ٢٠١٢/٤/٤م، جريدة الوفد ٢٠١٢/٣/٢٦م، موقع الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين (إثر وفاته) وإضافات.

ولد في مركز فاقوس بمحافظة الشرقية في مصر. تخرَّج في قسم الجغرافية بكلية الآداب في جامعة القاهرة، أحد نشطاء طلاب الإخوان المسلمين، درَّس المواد الاجتماعية بإحدى مدارس شبرا الخيمة، قاوم الاحتلال الإنجليزي بقناة السويس. التحق بالدراسات العليا لكنه اعتقل ضمن مئات الشباب عام ١٣٧٥هـ بتهمة رعاية أسر الإخوان المسجونين، قدِّم للمحاكمة العسكرية فحكم عليه بالأشغال الشاقة المؤبدة. عاش في السيجن نحو (٢٠) عامًا، تنقل فيها بين سجون مصر المعروفة، ليمان طرة والواحات والمحاريق وسجن قنا إلى سجن مزرعة طرة، وشهد مذبحتها. أفرج عنه عام ١٣٩٤هـ في آخر الدفعات التي خرجت من السجن. عمل في الإمارات، وشارك هناك في تأسيس إصدار محلة «الإصلاح»، عاد بعد وفاة «جابر رزق» ليحلُّ محله في الإشراف على إصدار محلة «لواء الإسلام»، كما شارك مع المرشد العام «عمر التلمساني» في تأسيس محلة «الدعوة» عام ١٣٩٦هـ. وكان مغرمًا بالدراسات والبحوث والتحقيقات، باحثًا جادًّا، مهمومًا بأحوال أمته، راصدًا ومتابعًا دقيقًا لتحدياتها والأخطار التي تتهددها، ذا قدرة فائقة في ربط الأحداث بعضها ببعض، وإدراك خلفياتها واستشراف تداعياتها، عبر تقاريره ومقالاته الرصينة، صاحب قلم إسلامي سيال. وكتب بأسماء مستعارة؛ إعراضًا عن حبّ الظهور. كان مدرسة في الأخلاق والتواضع. وقد عمل مديرًا لتحرير مجلة الدعوة، ورئيسًا لتحرير محلة لواء الإسلام، ومشرفًا على تحرير الطبعة الدولية لجلة (الدعوة) لسان حال الإخوان المسلمين، رئيس تحرير جريدة «الأسرة العربية»، وأحد العقول المفكرة لتعاطى حركة الإخوان المسلمين مع الأحداث السياسية خلال العقود الثلاثة

الماضية من وفاته.

وكانت فلسطين قضيته الأولى، ومن أبرز الكتاب الذين عارضوا زيارة السادات للقدس عام ١٣٩٧هـ، واتفاقية كامب ديفد عام ١٣٩٩هـ، وكان من أهل الآخرة، متواضعًا في ملبسه ومعيشته، قليلًا في مطالبه، يؤخر نفسه، ويبتعد عن الأضواء، يدير العمل من بعيد ولا يشعر بحرج أن يتقدم عليه تلامذته. وكان صوّامًا قوّامًا، رياضيًا، يمارس المشي الطويل حتى آخر رياضيًا، يمارس المشي الطويل حتى آخر أيامه. توفي يوم ٢٧ رمضان وقد صام شهره وقام لياليه ودعا دعاء المضطر..



عبدالمنعم جبارة شارك التلمساني في تأسيس مجلة الدعوة

من مؤلفاته التي وقفت عليها: الإحوان المسلمون وأزمة الخليج، النصيرية في الميزان (مع محمد عبدالله الخطيب)(١).

#### عبدالمنعم السيد علي (١٣٤٧ - ١٩٢٨هـ = ١٩٢٨ - ٢٠١٢م)

اقتصادي مصرفي.

من مواليد مدينة عانه بمحافظة الأنبار في العراق، نال إجازة في الاقتصاد من الجامعة الأمريكية ببيروت، والدكتوراه من جامعة جورج واشنطن بأمريكا، عمل مديرًا عامًا للدائرة الاقتصادية بوزارة الخارجية، وأستاذًا للاقتصاد في الجامعة المستنصرية، ومستشارًا

(۱) المحتمع ع ۱۰۷۹ (۱۰/۱۰/۱۲هـ) ص۳۱، ۳۷ و۱/۱۹۲۷ ۱۵۹۱ وع ۱۰۸۱ ص٤٤، موقع المركز الإعلامي للإخوان المسلمين، وجوه عربية وإسلامية ص٥٧.

اقتصاديًا في مجلس الوزراء، وأستاذ التمويل والمصارف بجامعة آل البيت في الأردن، أشرف على رسائل علمية، وشارك في عشرات المؤتمرات والندوات داخل العراق وخارجها، ورأس تحرير مجلة كلية الإدارة والاقتصاد بالجامعة المستنصرية.

نشر ما يزيد على (٩٠) بحثًا في دوريات عربية وأجنبية متخصصة.

وألف (١٢) كتابًا، منها: العولمة: نظرة اقتصادیات وفرضیة الاحتواء، اقتصادیات النقود والمصارف (٢٠)، مدخل في علم الاقتصاد (٢٠)، التطور التاریخي للأنظمة النقدیة في البلاد العربیة، الوحدة النقدیة العربیة، اقتصادیات النفط العربی، دراسات في النقود والنظریة الاقتصادیة، دور السیاسة النقدیة في التنمیة الاقتصادیة، مبادئ الاقتصاد الکلی، الولایات المتحدة الأمریکیة وعلاقاتها الاقتصادیة مع أقطار الخیج العربی، السیاسة الاقتصادیة الجزئیة/ کیث هارثیل (ترجمة)، الاتحاد النقدی کیث هارثیل (ترجمة)، الاتحاد النقدی الخلیجیة المشترکة (۲۰).

### عبدالمنعم السید نجم (۲۰۰۰ – ۲۰۸۷ه = ۲۰۰۰ – ۲۰۰۷م)

باحث في الحديث.

من مصر، حصل على الدكتوراه في الحديث من جامعة الأزهر سنة ١٣٩٣هـ، وعمل أستاذًا في الجامعة نفسها، وفي جامعة الإمام بالرياض، وأشرف فيها على رسائل علمية، عضو بجمع اللغة العربية، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية.

من كتبه المطبوعة: المختار من صحيح البخاري، زاد المسلم من صحيح مسلم، في رحاب السنة النبوية (مع أحمد عمر هاشم).

 <sup>(</sup>۲) موقع علماء الاقتصاد العراقيين/ نوزاد الهيتي
 (۲۰۱۰/۲/۱۹)، معجم المؤلفين والكتاب العراقيين
 ٥/٩٣/٠.

وعنوان رسالته في الدكتوراه: سنن أبي داود السجستاني ومنهجه ومنزلة سننه في الحديث.



عبدالمنعم شميس = عبدالمنعم صالح شميس

عبدالمنعم شوقي (۱۰۰۰ - ۱۹۸۹ه = ۱۰۰۰ - ۱۹۸۹م) عالم اجتماع.



من مصر، أُجيز من كلية الزراعة بجامعة كولومبيا في أمريكا، ثم حصل على الدكتوراه في تنمية المجتمعات، وتعين أستاذًا ورئيسًا لقسم الاجتماع وعميدًا لكلية الآداب بجامعة المنيا، ثم عميدًا لكلية الآداب بجامعة المنيا، ثم عميدًا خبيرًا ببعض منظمات الأمم المتحدة الفاو واليونيسيف)، وأسهم في كثير من مشروعات التنمية في عدد من بلدان آسيا وإفريقيا والشرق الأوسط، وعمل مستشارًا للننمية والتخطيط الاجتماعي لدى بعض الحكومات والجامعات العربية. واختير في مصر، أكثر من دورة نقيبًا للاجتماعيين في مصر،

العلمية المهتمة بقضايا التنمية ومشكلاتما. وقد كتب في رحلة حياته بالتفصيل، وأعماله العلمية داخل مصر وخارجها في كتاب «علم الاجتماع والاجتماعيون» موسى، وتعلمه في جمعية الشبان المسيحية، وأنها هي التي أرسلته في بعثة لدراسة الخدمة وأفها هي التي أرسلته في بعثة لدراسة الخدمة حصل منها على الدكتوراه قبل نهاية عام رشح لأن يكون مستشارًا إسلاميًا لرئيسها محمد علي جناح ولكنه اعتذر عن قبول هذا المنصب لعدم إلمامه في مجال العلوم هذا المنصب لعدم إلمامه في مجال العلوم الإسلامية!

له توصیات ومقالات وتقاریر وأبحاث میدانیة للمؤتمرات وغیرها. ومن عناوین مؤلفاته:

تنمية المجتمع وتنظيمه، الدليل العملي لتنمية المحتمع الحلي، مجتمع المدنية: الاجتماع الحضري، محاضرات في التنمية الريفية (مع علي فؤاد)، برامج الترفيه/ ايلا جاردنير (ترجمة)، علم الاجتماع الحضري، مبادئ تنمية وتنظيم المحتمع، المحتمع العربي والقومية العربية.

ونشر ثلاثة كتب عن التنمية في المحتمعات الجديدة بالأراضي المستصلحة، وعن طريق أساليب التدريب، وعن طفل الأسرة الفقيرة(١).

#### عبدالمنعم صالح شمیس (۱۳۳۷ – ۱۹۱۸ ه = ۱۹۱۸ – ۱۹۹۱م) صحفی کاتب.

من مواليد مدينة القاهرة. حصل على الماجستير من قسم اللغة العربية وآداها بجامعة القاهرة. كان من المهتمين بكتابة التاريخ والتراث العربي، وأحد رواد الكتابة

(١) علم الاجتماع والاجتماعيون: تجارب وخبرات، ص٧... وصورته من موقع كلية الآداب بجامعة القاهرة.

الإذاعية، وأشرف على العديد من المحلات والدوريات، ورأس تحرير «مجلة المحلات»، وعمل أيضًا وكيلًا لوزارة الإعلام، ومراقبًا عامًا لمصلحة الاستعلامات، ومديرًا للرقابة على المصنفات الفنية.



عبدالمنعم شميس رأس تحرير «مجلة المجلات»

من آثاره: الحنّ والعفاريت في الأدب الشعبي المصري، عظماء من مصر، قهاوي الأدب والفن في القاهرة، حرافيش القاهرة، شخصيات في حياة شوقي، سوريا، الإنسان العربي، أنور السادات: سيرة بطل حرر روح مصر، شاعر النيل حافظ إبراهيم، سقوط القاهرة، الإسلام في مواجهة... المعاصر. وله كتب أخرى في (تكملة معجم المغلفين)(٢).

عبدالمنعم الصاوي (۱۳۳۱ - ۱۹۱۰ = ۱۹۱۷ - ۱۹۸۱م) صحفي، أديب، إعلامي.



(۲) أعلام مصر في القرن العشرين ص٣٢٣، الفيصل ع
 ۱۷۹ (جمادی الأولى ١٤١٢هـ) ص٨.

من مواليد القاهرة. نال شهادتي الماجستير

والدكتوراه من قسم التاريخ والآثار بكلية الآداب في جامعة الإسكندرية، ودبلومًا

عاليًا في التربية وعلم النفس، ومعادلة

إجازة في التاريخ. درَّس المواد الاجتماعية في معاهد المعلمين، عمل مفتشًا بوزارة التربية

والتعليم، ثم كان أستاذ التاريخ القديم بكلية

الآداب في جامعة الإسكندرية. عضو اتحاد

المؤرخين العرب بالقاهرة. توفي - لعله - في

له بحوث ودراسات تاریخیة في دوریات

عربية متخصصة. ومن كتبه المطبوعة:

البحر الأحمر وظهيره في العصور القديمة،

حضارة مصر الفرعونية: دراسة تحليلية

مقارنة، المغالطات والافتراءات الصهيونية

على تاريخ وحضارة مصر الفرعونية والردُّ

عليها وتفنيدها من واقع الأدلة الأثرية،

دراسة لعلاقات مصر القديمة ببلاد بونت

ونشاطها في البحر الأحمر (ماجستير)،

دراسة تاريخية للصلات والمؤتمرات الحضارية

بين حضارة مصر الفرعونية وحضارات

البحر الأحمر (دكتوراه)، الكشف عن

موقع ميناء الأسرة الثانية عشرة الفرعونية

في منطقة وادي جواسيس على ساحل

البحر الأحمر (وهو تقرير صدر في كتب

عن حفائر قسم التاريخ بكلية الآداب في

جامعة الإسكندرية في الصحراء الشرقية)،

الآثار الباقية في الجزيرة العربية من عصور ما

قبل الإسلام<sup>(۱)</sup>.

يوم الأحد ١١ رمضان، ٢٩ يوليه.

من مواليد محافظة البحيرة. تخرج في كلية الآداب بجامعة القاهرة. عمل في عدة صحف، وتولى إدارة تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط، ورأس الهيئة العامة للمسرح والسينما والموسيقى. انتخب عام ١٩٩٣هـ نقيبًا للصحفيين. عين رئيسًا لمجلس الإدارة ورئيسًا لتحرير حريدة «الجمهورية». أسهم بدور كبير في تأسيس اتحاد الصحفيين بدور كبير في تأسيس اتحاد الصحفيين وكان وكيلًا لوزارة الثقافة، ثم وزيرًا للإعلام والثقافة. توفي في ١٤ ربيع الأول، ٧ كانون والثقافة. توفي في ١٤ ربيع الأول، ٧ كانون



عبدالمنعم الصاوي (خطه)



عبدالمنعم الصاوي رأس تحرير جريدة الجمهورية

كتبه: والحبُّ قدر، كادار: قصة طويلة، في الصين، شراع أبيض: رواية، هذا الرحل (الملك عبدالعزيز)، اشتراكية بلدنا، الرحيل (رواية)، الساقية (رواية)، تفاحة في طبق مشروخ، دعوني أرو لكم قصتي. وله غيرها ذكرت في (تكملة معجم المؤلفين)(١).

عبدالمنعم بن طالب الرفاعي (١٣٣٥ – ١٩١٦هـ = ١٩١٦ – ١٩٨٥م) دبلوماسي وزير شاعر.

(١) أحلام مصر في القرن العشرين ٣٢٣، حدث في مثل
 هذا اليوم ١/ ٣٥٨، معجم الروائيين ص٢٨٢.



ولد في مدينة صُور بلبنان، درس في الكلية الأسكتلندية بصفد وحيفا، وحصل على الثانوية من عمّان، ثم تخرّج في الجامعة الأمريكية ببيروت، عاد ليدرّس في ثانوية بعمّان، ثم التحق بديوان عبدالله بن الحسين أمير شرقي الأردن وعمل كاتبًا بخاصًا له، فرئيسًا لتشريفاته، فسكرتيرًا له برئاسة الوزراء، ورئيسًا للتوجيه الوطني، ثم كان قنصلًا عامًا بسورية ولبنان، وسفيرًا في بيروت وطهران وكراتشي والقاهرة وأمريكا وبريطانيا والأمم المتحدة، ثم وزيرًا للخارجية، فرئيسًا للوزراء مرتين (١٣٨٩هـ عامًا)، (١٣٩٠هـ = ١٩٧٠م)، ومستشارًا للملك الحسين بن طلال وممثلًا ومستشارًا للملك الحسين بن طلال وممثلًا

ومما كتب فيه: عبدالمنعم الرفاعي: حياته وشعره محمد أحمد موسى (أصله رسالة ماجستير من جامعة الأزهر).

له ديوان شعر بعنوان: المسافر. وأطروحته في الجامعة الأمريكية: الجواري وأثرهن في الشعر العباسي.

وله أيضًا: الأساطير عند العرب، سيرة ذاتية  $(4)^{(Y)}$ .

عبدالمنعم عبدالحليم السيد (١٣٤٣ - ١٣٤٣ه = ١٩٢٥ - ٢٠١٢م) باحث آثاري.

 (٢) من أعلام الفكر والأدب في الأردن ص٢٠، الأدب والأدباء والكتاب المعاصرون في الأردن ص٢١٥، هؤلاء

حاورهم مفيد فوزي ٢/ ١٢١، الفيصل ع ١٠٥ (ربيع الأول

١٤٠٦ه)، معجم البابطين لشعراء العربية.

عبدالمنعم عبدالحمید عمارة (۰۰۰ - ۱٤۳۰ ه = ۰۰۰ - ۲۰۰۹م) (تکملة معجم المؤلفین)

(۳) منتدی شباب أكتوبر ۲،۱۲/۷/۲۹م وإضافات.

#### عبدالمنعم عبدالرؤوف (۱۳۳۳ – ۱۹۰۵ ه = ۱۹۱۱ – ۱۹۸۵م) سیاسي، ضابط عسکري (فریق رکن طیار)، داعیة.



من ميدان العباسية بالقاهرة. تخرج في الكلية الحربية، التحق بسلاح الطيران، ثم سلاح المشاة. رافق انطلاقة الحركة الإسلامية في مصر. انضمَّ إلى مجموعة الضباط الأحرار، وكان من أوائل الضباط الذين هبوا من أجل تغيير الأوضاع الفاسدة التي سادت مصر في عهد الملك فاروق، وهو الذي أحضر جمال عبدالناصر وآخرين إلى مركز الإخوان المسلمين، وكان له دور كبير في نجاح الحركة الانقلابية عام ١٩٥٢م، وحين بدأت هذه الحركة بالانحراف عن الخطِّ الذي رُسم لها، ابتعد عنها مؤثرًا نمج الدعوة بين الحماهير، فقُبض عليه، ولكنه تمكن من الحرب إلى لبنان، وفي الأردن عيَّنه الملك حسين قائدًا للحرس الوطني، ثم سافر إلى تركيا وبيروت، ولاقى مصاعب وشظفًا في العيش وهو في الغربة (١٧) عامًا، وصدر العفو عنه عام ١٣٩٢هـ. توفي يوم ١٤ ذي القعدة، ٢١

ومما كتب فيه: هؤلاء هم رجال يوليو: مع أضواء على مذكرات يوسف صديق وعبدالمنعم عبدالرؤوف/ لمعي المطيعي. - القاهرة: مكتبة مدبولي، ١٤٠٩ه. وله مذكرات بعنوان: أرغمت فاروق على التنازل عن العرش (وكان قائد القوة التي

حاصرت قصر رأس التين في ٢ يوليو ١٩٥٢م)(١١).



عبدالمنعم عبدالصمد (۲۰۰۰ – ۲۲۲۸ ه = ۲۰۰۰ – ۲۰۰۷م) (تکملة معجم المؤلفين)

**عبدالمنعم عبدالفتاح سليم** (۱۳٤۸ – ۱۹۲۹هـ = ۱۹۲۹ – ۲۰۰۶م) کاتب أديب مترجم.



من مدينة البحيرة بمصر. أُجيز في الحقوق، وعمل مديرًا عامًا لمصلحة الضرائب، واعتبر من رواد القصة القصيرة، وقد عمل في بداية حياته الصحفية في مجلة «صباح الخير»، من أعضاء اتحاد كتاب مصر. مات في الأول ربيع الأول، ٢١ نيسان (أبريل). من آثاره تأليفًا وترجمة: حولة في العقل

الأوروبي، سرد أحداث موت معلن/ غابرئيل ماركيز (ترجمة)، هذه الرحلة أو رحلة السنين، هو وهي؛ جنازة؛ سعادة وكيل الوزارة (مسرحيات)، ٧ مسرحيات ذات فصل واحد/ فيرنس كارنشي وآخرون (ترجمة)، روايات من أشهر الكتب العالمية، ٢ قصة سينمائية عالمية، يوميات أوروبية (رحلات)، نماذج من الأدب الإسرائيلي، القضية والعار والخلاص، السعادة الزوجية والقتيل (مسرحيتان)، لأن ولأنهم (مسرحية)، آخر السهرة (قصص)، أوروبا (كرت في (تكملة معجم المؤلفين) (٢).

عبدالمنعم بن عبدالمحسن الخاقاني (۱۳۲۷ - ۱۶۰۵ ه = ۱۹۰۹ – ۱۹۲۵م) (تكملة معجم المؤلفين)

عبدالمنعم العجيل (۱۳٤٧ - ۱۹۰۶ه = ۱۹۲۸ – ۱۹۸۹م) (تكملة معجم المؤلفين)

عبد المنعم عز الدين البدوي (١٣٨٦ - ١٣٨٦ه = ١٩٦٨ - ٢٠١٠م) زعيم تنظيم القاعدة في العراق، المعروف بأبي أيوب المصري، وبأبي حمزة المهاجر.



 (۲) معلومات قليلة في ترجمته بموقع اتحاد كتاب مصر (صغر ۱۶۳۱هـ).

<sup>(</sup>۱) أعلام مصر في القرن العشرين ٣٣٣، من أعلام اللحوة والحركة الإسلامية المعاصرة ص١٦٠، الجتمع ع ٧٣٠ (١٤٠٥/١٢/٤) ص١٩٠، وع ١٧٧٨.



أبو أيوب المصري في صورتين

ولد في محافظة سوهاج بمصر، انضم إلى جماعة الجهاد التي أسسها أيمن الظواهري عام ١٤٠٢ه، وعمل مساعدًا شخصيًا له. وفي عام ١٤٢٠هـ (١٩٩٩م) سافر إلى أفغانستان، والتحق بمعسكر الفاروق تحت قيادة أسامه بن لادن، وهناك تخصّص في صناعة المتفجرات، حسب تصريحات الجنرال وليام كالدويل المتحدث باسم الجيش الأمريكي بالعراق. ثم كان في العراق، وكوَّن أول خلية لتنظيم للقاعدة، وأُعلن عام ١٤٢٧ه (٢٠٠٦م) زعيمًا للقاعدة خلفًا لزعيمها السابق أبي مصعب الزرقاوي، وأصدر بيانًا أثناءها تعهّد فيه بمواصلة الهجمات على القوات الأمريكية والعراقية الحكومية الموالية لها. وقد رصدت أمريكا مكافأة قيمتها خمسة ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات تؤدي إلى القبض عليه. وكان وزير حرب في «دولة العراق الإسلامية» بزعامة أبي عمر البغدادي، اللذين قُتلا في غارة مشتركة بين الأمريكان والمخابرات العراقية وجيشها، أعلن ذلك يوم الاثنين ٥ جمادي الأولى، ١٩ أبريل (نیسان)<sup>(۱)</sup>.

#### عبدالمنعم أبو العزم (۱۳۲۱ - ۱۳۲۱ه = ۱۹۲۲ - ۲۰۰۳م) کیمیائی وعالم فیزیاء.

اسمه عبدالمنعم أبو العزم على أبو العزم. من محافظة الغربية بمصر، أول من حصل على دكتوراه العلوم في مجال التكنولوجيا من كلية الهندسة في جامعة شفليد بإنجلترا، وعلى الدكتوراه في كيمياء الزجاج من إنجلترا أيضًا. كيميائي بمصانع النحاس في الإسكندرية، أستاذ ورئيس قسم بالمركز وكيل وزارة البحث العلمي، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، أمين شؤون المحصمة، زميل في شؤون المحصمة بإنجلترا، شارك ومثّل مصر في الحان عالمية وإقليمية، له جهود بارزة في محال الزجاج والبناء.



#### عبدالمنعم أبو العزم رأس «أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا»

نشر (٤٠) بحثًا في مجال الزجاج والسراميك ومواد البناء في الدوريات البريطانية والألمانية والمصرية (٢).

#### عبدالمنعم علي عبدالمولى (۰۰۰ - ۲۰۰۲هـ = ۰۰۰ - ۲۰۰۲م) (تكملة معجم المؤلفين)

## عبدالمنعم علي عبدالهادي (۰۰۰ – ۲۰۱۸ه = ۰۰۰ – ۲۰۰۷م) (تكملة معجم المؤلفين)

 (۲) الموســـوعة القومــــية للشخصيات المصرية ص٢٢١، موسوعة أعلام مصر ص٣٢١، الأهرام ١٤٢٤/٣/١٥.

**عبدالمنعم عوَّاد يوسف** (۱۳۵۲ – ۱۶۳۱هـ = ۱۹۳۳ – ۲۰۱۰م) شاعر أديب.



ولادته في شبين القناطر بمحافظة القليوبية، حصل على إجازة من قسم الآداب بجامعة القاهرة، ودبلوم الدراسات العليا، درَّس اللغة العربية في مصر والإمارات، ورأس القسم الثقافي بجريدة البيان في الإمارات، وكان عضوًا باتحاد كتاب وأدباء مصر، وعضوًا مؤسِّسًا بنادى الشعر في اتحاد كتاب الإمارات. وقد بدأ شاعرًا محافظًا على بحور الشعر، ثم انتقل إلى الأدب الحديث الرومانسي، ثم الواقعية، وكتب الشعر الحر منذ عام ۱۳۷٤ه (۱۹۰٤م). وکان من أنصار جمال عبدالناصر على الرغم من هزيمته في حرب حزيران، التي سافر إثرها إلى الإمارات لشعوره بالإحباط الشديد، وعاد بعد ٢٤ عامًا. وكان عضوًا برابطة الأدب الإسلامي منذ عام ١٤١٨ه، وأشرف في محلة (الأدب الإسلامي) على الأقلام الواعدة لعدة أعداد. وحصل على عدد من الجوائز بمصر وسورية .. وقد توفي يوم الجمعة ۹ شوال، ۱۷ سبتمبر.

قدِّمت فيه رسالة ماجستير من قبل الباحث أحمد عبدالمطلب المراوي (جامعة الأزهر في إيتاى البارود، ٢٢٢ ١هـ).

وأخرى بعنوان: الاتجاه الإسلامي بين الشاعرين كامل أمين وعبدالمنعم عواد يوسف/ محمد فتحي السيد قنطوش (الجامعة السابقة، ١٤٢٤هـ).

نشر مئات القصائد، والعديد من الدراسات الأدبية والنقدية في الصحف

(۱) الجزيرة نت والعربية نت والموسوعة الحرة إثر مقتله وبعد تعديلات عليها، الأهرام ع ٣٩٧٦ (٥ /٤٢٨/٤/٩). وهناك تضارب أقوال في سيرته، فلا تعتمد ترجمته المقدَّمة كلها، واختلف حتى في اسمه، من أنه: عبدالمنعم عز الدين علي البدوي، أو شريف هزاع خليفة، أو محمد فؤاد حسن السيد هزاع، أو يوسف حداد حبيب، أو يوسف بطرس

والمحلات العربية. دواوينه: أغنيات طائر غريب: ثلاثون قصيدة، الشيخ نصر الدين والحب الضياع في المدن المزدحمة، الضياع في المدن المزدحمة، والوجوه، لكم نيلكم ولي نيل، تنويعات على الأوتار الخمسة (بالمشاركة)، المخدا غنى السندباد، بيني وبين البحر، عيون الفحر (للأطفال).

وصدرت أعماله الكاملة في مجلدين عن الهيئة العامة للكتاب. وله العديد من المسرحيات الشعرية غير المنشورة (١٠).

اوا دن احد ما ارم هر من المذب المعادة عن المدر الما المحدد عن المدر الم

عبدالمنعم عواد (خطه)

عبدالمنعم فرج العطار (۱۳۲۹ – ۱۲۲۱ه = ۱۹۶۹ – ۲۰۰۰م) عالم واعظ.



ولد في قرية بمها من محافظة الجيزة بمصر، تخرَّج في كلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر، غادر مصر إلى دولة الإمارات سنة ١٣٩٦ه ليكون من علماء الوعظ والإرشاد والخطابة بالمساجد وعبر أجهزة الإعلام، حيث كان الواعظ الأول في وزارة الأوقاف. مات إثر مرض عضال في أوائل شهر صفر، آذار (مارس)(٢).

عبدالمنعم الغزالي الجبيلي (٠٠٠ - بعد ١٩٩٠هـ - بعد كاتب صحفى.

من مصر. اشتراكي يساري، وكان يؤمن بأفكار الإخوان المسلمين! ذُكر أنه كان ملتزمًا في أواخر حياته. وهو شقيق الداعية

زينب.

له كتب مطبوعة عديدة، منها: إندونيسيا المجاهدة، نريد أن نتعلم، إسرائيل قاعدة للاستعمار وليست أمة، التعايش السلمي، مشروع أيزهاور الثاني، العدوان البريطاني على عمان واليمن، تاريخ الحركة العمالية والنقابية في العالم من القرن الثامن عشر حتى ١٩٩٤، تاريخ الحركة النقابية المصرية من ١٩٩٩، الشفيع أحمد الشيخ والحركة النقابية والوطنية في السودان،

(۱) مجلة الأدب الإسلامي ع ٦٨ (٣٦١)، معجم البابطين للشعراء العرب ٦/ ٤٣٦، شبكة الإعلام العربية (لقاء معه، ٧٨/١٧).

٢٥ عامًا على الاتحاد الدولي للعمال العرب، شهادات واقعية من داخل إيران، الإرهاب الخميني تشويه للإسلام، مقالات وتقارير ودراسات عن العدوان الإيراني والطغيان الخميني، قادسية صدام ضدً الطغيان والفاشية والاستعمار والصهيونية. وكتب أخرى له مذكورة في (تكملة معجم المؤلفين).



### عبدالمنعم فهيم الهادي (٠٠٠ - ٢١٤١ه = ٠٠٠ - ٥٠٢م)

عالم نبات إسلامي.

من مصر. حصل على الماجستير في العلوم تخصص ميكروبيولوجي من جامعة الزقازيق، ودكتوراه الفلسفة في النبات تخصص بيئة وكيمياء النبات، أستاذ البيئة النباتية بقسم النبات في كلية العلوم بجامعة الزقازيق، وأشرف على رسائل في مجال تخصصه، كما شارك بأبحاث منشورة في العديد من المؤتمرات العلمية التي تحتم ببيئة النباتات البرية، وله مقالات علمية في مجلة (عالم الغذاء) وغيرها. مات في شهر رجب، آب الغذاء) وغيرها. مات في شهر رجب، آب (أغسطس).

له بالاشتراك مع دينا محسن بركة: عالم النبات في القرآن الكريم، عالم النبات في

(٢) منار الإسلام ع ٣٦٤ (ربيع الآخر ٢٦١ ١هـ) ص٣٢.

حياة الرسول صلى الله عليه وسلم، عالم النبات في طب وأمثال الأجداد، أوائل الطلبة في العلوم، دراسات على الفلورا الميكروبية الملوئة لعلف الحيوانات والتحكم فيها بالتشعيع الجامي (ماجستير)(١).



عبدالمنعم فولي طه (۲۰۰۰ - ۱۶۳۱ه = ۲۰۰۰ - ۲۰۱۰م) (تكملة معجم المؤلفين)

# عبدالمنعم قطبي (۰۰۰ - ۱۹۱۹ه = ۰۰۰ - ۱۹۹۸م)

من السودان. أمين عام الصحفيين السودانيين. له مقالات عديدة، وخاصة في صحيفة «سنابل» التي كانت تمثل الرأي الثقافي للإسلاميين، وفي محلة «الملتقى»، ورأس تحريرها. مات في ۲۷ ربيع الآخر، ٢٠ أغسطس.

أجرى حوارات مع الدكتور حسن مكي وجُمعت لتصدر في كتاب بعنوان: قصتي مع الحركة الإسلامية (٢).

**عبدالمنعم القيسوني** (١٣٣٥ – ١٤٠٦ه = ١٩١٦ – ١٩٨٧م) عالم اقتصاد دولي.



من القاهرة. حصل على الدكتوراه في الاقتصاد من جامعة لندن. بدأ عمله ببنك باركليز بإنجلترا، ثم بكلية التجارة في جامعة القاهرة، ثم أعير للعمل بصندوق النقد الدولي في واشنطن، ثم كان ممثلًا للصندوق بالقاهرة، ثم وزيرًا للمالية، إلى جانب قيامه بالقاهرة، ثم وزيرًا للمالية، إلى جانب قيامه الأعلى للسياحة، ثم كان وزيرًا للاقتصاد والتجارة المركزية في دولة الوحدة مع سوريا، وانتخب رئيسًا لمؤتمر التجارة والتنمية في والمالية والتخطيط عام ١٣٨٤ه، ثم نائب رئيس الوزراء. وكان عضوًا في أكاديمية لرئيس الوزراء. وكان عضوًا في أكاديمية المملكة المغربية. توفي يوم الخميس ٢٨ المملكة المغربية. توفي يوم الخميس ٢٨ أكتوبر (تشرين الأول)(٢).

# **عبدالمنعم کرار** (۱۳۵۳ – ۱۶۲۲ه = ۱۹۳۴ – ۲۰۰۱م) مهندس دیکور.

من مصر. مجاز في التصوير من كلية

الفنون الجميلة، تخصّص بالجحر في الإضاءة المسرحية، درّس الفن، انضمً إلى مسارح التلفزيون وصمّم ديكوراتما، ثم المسرح القومي فصمَّم الملابس ورأس الأقسام الفنية، أشرف على قاعة المؤتمرات ودار الأوبرا، مدير الجهاز الفني لمسرح الأوبرا

ومشرف فني على التدريب. اعتبر أهم (٢) أعلام مصر في القرن العشرين ٢٩٦٤، أحداث العالم في القرن العشرين ٢٠٦، دليل أكاديمية المملكة المغربية

وأكبر فناني الديكور والسينوغرافيا بالوطن العربي. مات في ١٤ رمضان، ٢٩ تشرين الثاني (نوفمبر)<sup>(١)</sup>.

## عبدالمنعم ماجد (۱۳۳۹– بعد ۱۶۱۸ه = ۱۹۲۱ – بعد ۱۹۹۷م)

باحث في التاريخ الإسلامي بمنهج علماني. من مصر. أستاذ التاريخ الإسلامي ورئيس قسم التاريخ في كلية الآداب بجامعة عين شمس، حبير وطني عركز الدراسات البردية في الجامعة نفسها، عضو الجمعية التاريخية المنتخب. اهتم بتاريخ المغرب الإسلامي، وله دراسات في النظم الإسلامية، وتلاميذ كثر. ولم يكن ذا منهج إسلامي، بل كان يرفض حتى بعض ما شهد به الأعداء! فهو يعجب من توهم بعض المستشرقين الذين يرون أن العرب المسلمين فتحوا البلدان بدافع إسلامي، ويقول: «لا نوافق بعض المستشرقين في قولهم: إن العرب كانوا مدفوعين نحو الفتوح بالحماس الديني، فمن غير المعقول أن يخرج البدوي وهو الذي لا يهتم بالدين لينشر الإسلام»! وذكر في مواضع أن القرآن من عند الرسول صلى الله عليه وسلم، وما إلى ذلك. وقد ردَّ عليه على عبدالعظيم في كتابه «أقلام مسمومة تماجم الإسلام».



عبدالمنعم ماجد (خطه أوتوقيعه)

(٤) المسرح ع ١٠٨ (يناير ٢٠٠٢م) ص١٠٣. والسينوغرافيا هي المشهد الفني للمسرح.

<sup>(</sup>١) وترجمته من الكتاب الأول.

<sup>(</sup>٢) استفادة من عدة مواقع سودانية.

الجريمة والشباب، الحريم أيام المماليك،

دع القلق وابدأ الزواج، رجال من مكة،

اعترافات: كنت قبوريًا، قلوب في المحكمة:

مشاكل الأسرة في ساحة القضاء باحثة عن

العدل، الجلسة سرية، الجنس والجريمة: قاتل

اسمه اللذة، السحر والخرافة (مع عبدالعزيز

بن باز)، وله مؤلفات أخرى ذكرت في

عبدالمنعم محمد أبو حشيش

(تكملة معجم المؤلفين)

(تكملة معجم المؤلفين)(٢).

كتبه المطبوعة التي وقفت على قسم منها: الأطلس التاريخي للعالم الإسلامي في العصور الوسطى (تصنيف وتحقيق، رسم خرائطه وحققه على البنا)، ظهور الخلافة الفاطمية وسقوطها في مصر، التاريخ السياسي للدولة العربية (٢ مج)، الحاكم بأمر الله الخليفة المفترى عليه، تاريخ الخلافة الفاطمية، السجلات المستنصرية (تقليم وتحقیق)، طومان بای آخر سلاطین المماليك في مصر، نظم الفاطميين ورسومهم في مصر، العلاقات بين الشرق والغرب في العصور الوسطى، العصر العباسي الأول أو القرن الذهبي في تاريخ الخلفاء العباسيين، نظم دولة سلاطين الماليك ورسومهم في مصر، الدولة الأيوبية في تاريخ مصر الإسلامي، جدول السنين الهجرية بلياليها وشهورها بما يوافقها من السنين الميلادية بأيامها وشهورها/ ف. وتينفلد (ترجمة)، تاريخ الحضارة الإسلامية في العصور الوسطى، الناصر صلاح الدين الأيويي. وكتب أحرى أوردتها له في (تكملة معجم المؤلفين)(١).

عبدالمنعم ماهر علي (٥٠٠٠ - ١٤٣٤ م = ٥٠٠٠ - ٢٠١٣م) (تكملة معجم المؤلفين)

عبدالمنعم محمد الجداوي (۱۳٤۱ - ۱۳۶۱ه = ۱۹۲۲ - ۲۰۰۶م) کاتب ومحرر صحفی مشهور.



 (١) القول في منهجه من «أعلام وأقزام» ٢/ ١٥٧، وسائر المعلومات من مجموع مؤلفاته، مع إضافات ببليوجرافية..

ولادته بمدينة المنيا في مصر. درس المرحلة الابتدائية في مدينة سوهاج، عمل في ورشة للخراطة، وتابع القراءة في مجلة الهلال وإصداراتها، وراسل صحفًا بمصر، وانتقل إلى القاهرة ليلتحق بوظيفة تابعة لسلاح المركبات بالقوات المسلحة، وكتب لعدد من الصحف، وعمل في عدد منها، وحرّر في مجلات مؤسّسة دار الهلال: الهلال، والمصوّر، والكواكب، وحواء. وزار عددًا من الدول لتغطية الأحداث، ثم كان سكرتيرًا لمحلة «جيشنا» و «القوات المسلحة»، ومستشارًا لجلة «الشرطة»، كما عمل بجريدة «العرب» الدولية، ومجلة «الحوادث». ونائبًا لرئيس تحرير مجلة «المصور» المذكورة، واعتبر من رواد كتابة الجريمة ذات الطابع الإنساني. ساهم طوال عمله بالصحافة في التحقيقات والحوارات الصحفية، وتميَّز بنشر القصص الإنسانية وأخبار الجريمة. مات يوم الأربعاء ٢٧ ذي الحجة، ١٨ شباط (فبراير) بالقاهرة.

الدُف كا ليه نوله بسيدً لا يرى يحد العيم أم يمثر والعدد أكلان شفافية تخير ما من أيام وآشيا مي يروي مله الله بعد المولا الله المولان ا

عبدالمنعم الجداوي (خطه)

صدرت له كتب حول القضايا والحوادث

والجرائم الغريبة، منها: الجريمة في الرواية

العربية، الجميلات يذهبن إلى المحكمة،

عبدالمنعم محمد الزيادي (۲۰۰۰ - ۱۹۹۲ه = ۲۰۰۰ - ۱۹۹۲م) صحفي مترجم.

بدأ عمله الصحفي في مجلة «الاثنين» بدار الجلة المعروفة «حياتك» وترأس تحريرها. كذلك عمل في محال التأليف والترجمة. ومات في أمريكا. من أعماله: استمتع بالحياة/ لورنس جولد (ترجمة)، الأحلام مفتاح الشخصية، كيف تكسب الأصدقاء وتؤثر في الناس/ ديل كارنيجي (ترجمة)، دع القلق وابدأ الحياة/ ديل كارنيجي (ترجمة)، استكشف شخصيتك/ وليم. أ. هنري (ترجمة)، استكشف شخصيتك/ وليم. أ. هنري (ترجمة)، أتح لنفسك فرصة/ جوردن بايرون (ترجمة)، وله ترجمات أخرى عديدة ذكرت في (تكملة معجم المؤلفين)".

 (٢) الأهرام ١٤٢٤/١٢/٢٨ عجم البابطين لشعراء العربية.

(٣) الفيصل ع ١٨٥ (ذو القعدة ١٤١٢هـ) ص١٤٥٠ مع إضافات.



عبدالمنعم محمد السباعي (۱۳۳۷ – ۱۳۹۸ه = ۱۹۱۸ – ۱۹۷۸م) ضابط ومحرر صحفی، أدیب حزبی.



من طنطا. تخرُّج في الكلية الحربية، وعمل ضابطًا بالجيش، وحرَّر في مجلة روز اليوسف قبل النكبة، وعندما قامت ثورة يوليو ١٩٥٢م شارك فيها من خلال تنظيم الضباط الأحرار. وأسندت إليه قيادة التنظيم منصب الإشراف على الإذاعة المصرية من خلال مكتب الشكاوي، كما أسندت إليه رتبة أركان حرب الإذاعة! ثم عمل صحفيًا بجريدة الجمهورية، وظل بما منذ الخمسينات الميلادية حتى وفاته، وقد ارتبط اسمه في هذه الصحيفة بالباب العاطفي والأدب المكشوف (قلوب حائرة)، كما عمل في صحيفة روز اليوسف وإذاعة الشعب، ووضع نفسه تحت أهداف الثورة الناصرية، وكان شديدًا على «الإخوان المسلمين» بعد حادث المنشية عام ١٣٧٤هـ.

مارس الكتابات الأدبية، ونظم القصائد الوطنية والعاطفية، وكتابة برامج درامية وتمثيليات إذاعية و أفلام سينمائية، وغني

له مطربون ومطربات. ومات في ۳۰ محرم، ۹ يناير.

واكتشف بعد وفاته أنه كتب أكثر من المنه عاطفية و ٥٠ أغنية وطنية. وطبعت له مجموعة قصصية بعنوان: كؤوس الشقاء. وله ثلاثة مسلسلات إذاعية، وقصائد مخطوطة(١٠).

# عبدالمنعم محمد علي عبدالحليم (٠٠٠ – ١٤٣١هـ = ٠٠٠ – ٢٠١٠م)

طبيب وصحي دولي.

من مصر، مدير الصحة الدولية، مدير المكتب الفني لوزير الصحة، مقدَّم طبيب بالقوات المسلحة، مستشار وزارة الصحة اليمنية، طبيب خاص رئيس اليمن، مستشار منظمة الصحة العالمية بجنيف والإسكندرية والقاهرة. توفي يوم ٢ جمادى الأولى، ١٦ أبريل(٢).

# عبدالمنعم محمود (۱۰۰۰ – ۱٤٣٢ه = ۱۰۰۰ – ۲۰۱۱م) (تكملة معجم المؤلفين)

عبدالمنعم مختار مكاوي (۱۳۴۲ - ۱۹۱۹ه = ۱۹۲۳ - ۱۹۹۸م) مهندس داعية.



(۱) شعراء أم كلثوم ص٢٦٤، الجمهورية ع ١١٧١٠
 (٨) ١٤٠٦/٥/٨

(۲) الأهرام ع ۲۰۰۵۷ (۳/٥/۱۳۶۱ه).

من قرية بشبيش التابعة لمركز المحلة الكبرى بالمحافظة الغربية في مصر. تخرَّج في كلية الزراعة بالإسكندرية، وعمل مهندسًا زراعيًا بكفر الشيخ، التي استقرَّ بها. تعرَّف على دعوة الإخوان المسلمين في وقت مبكر، وتربى على يد الإمام البنا، واختير ضمن أفراد النظام الخاص. شارك في حرب القنال، وكان ذا نشاط دعوى كبير، اعتقل عام ١٣٦٨ه ثم عام ١٣٧٤ه وحكم عليه بالسجن (١٥) عامًا، ولم يخرج إلا بعد موت جمال عبدالناصر، وعذَّب عذابًا شديدًا، ثم اعتقل عام ١٤٠١هـ. اختير عضوًا بمكتب الإرشاد في الجماعة، ومشرفًا على قطاع وسط الدلتا، حيث وهب نفسه للدعوة والعمل لها في المنشط والمكره، واعتنى بتربية الشباب خاصة. وتوفي في شهر يونيو (٦).

# عبدالمنعم مدبولي حسن (۱۳۲۰ - ۱۲۲۷ه = ۱۹۲۱ - ۲۰۰۲م) ممثل مضحك.



ولد في القاهرة. حصل على دبلوم المعهد العالي للفنون المسرحية، درَّس بكلية الفنون التطبيقية وكان مشرفًا على المسرح الكوميدي، أسهم في تأسيس المسرح الحرّ، وفرقة الفنانين المتحدين، وفرقة المدبوليزم. مثّل وأخرج العديد من المسرحيات الكوميدية المتميزة، كما عمل بالتلفزيون منذ إنشائه مؤلفًا وممثلًا للعديد

(۳) المجتمع ع ۱۷۷۳ (۱۰/۱۰/۱۳م)، إخوان ويكي
 (استفيد منه في جمادى الأولى ۱٤٣٢هـ).

من الأعمال. بلغت أعماله (٩٠) فيلمًا و(٤٠) مسلسلًا. وكان الإمام حسن البنا أول من أنشأ فرقة مسرحية للإخوان المسلمين، وكان المترجم له عضوًا فيها (قاله عبدالمنعم أبو الفتوح في لقاء معه). مات يوم الاثنين ١٤ جمادى الآخرة، ١٠ تموز (يوليو).

له مذكرات أعدَّها للنشر صديقه جمال عبدالمقصود (١١).

عبدالمنعم مكاوي = عبدالمنعم مختار مكاوي

عبدالمنعم موسى (۲۰۰۰ – ۲۲۲۸ = ۰۰۰ – ۲۰۰۷م) (تكملة معجم المؤلفين)

عبدالمنعم موسى فحص (۱۳۲۳ - ۱۶۱۰ه = ۱۹۰۰ – ۱۹۹۰م) (تكملة معجم المؤلفين)

عبدالمنعم ناصر الشافعي (١٣٢٢ - ١٣٩٩ه = ١٩٠٤ - ١٩٧٩م) خبير وعالم اقتصاد.

من مصر. حصل على الدكتوراه في الإحصاء من جامعة برمنجهام، أستاذ بكلية التجارة في جامعة القاهرة، مدير عام مصلحة الضرائب، وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية، خبير في الأمم المتحدة ومدير المركز الديموجرافي لشمال إفريقيا، ثم خبير الإحصاء بالأمم المتحدة لحكومة السودان. أول من أدخل مادة الإحصاء في التدريس الجامعي بمصر، أنشأ معهد الإحصاء عام الماسرية، والبلاد العربية، أنشأ المجلة في مصر والبلاد العربية، أنشأ المجلة الإحصائية الإحصائية المصرية، وأنشئت جائزة باسمه.

(۱) موسوعة أعلام مصر ص٣٤٤، أهل الفن ص٣٤٠ (وفيه وفاته ٩ يوليو واسم والده حسين).



#### عبدالمنعم ناصر الشافعي أنشأ معهد الإحصاء بجامعة القاهرة

ومن عناوين كتبه: المعجم الديموجرافي المتعدد اللغات (مع عبدالكريم اليافي)، بعض مشاكل العمل في مصر، مبادئ الإحصاء (وهو أول مرجع إحصائي باللغة العربية)، الإحصاء الاجتماعي، المصطلحات الإحصائية والديموجرافية: المصطلحات الإحصائية والديموجرافية: (ترجمة)، مصر والحياة المصرية في العصور القديمة/ أدولف أرمان، هرمان رالكة (ترجمة مع محرم كمال)(۱).

عبدالمنعم النمر = عبدالمنعم أحمد النمر

عبدالمنعم واصل ۱٤۲۳ – ۱۲۰۲۹ه = ۰۰۰ – ۲۰۰۲م)



من مصر. تخرج في الكلية الحربية، وحضر دورات في روسيا وبريطانيا وأمريكا، شارك في الحرب العالمية الثانية، وفي حرب فلسطين. أحد المخططين لحرب رمضان ١٣٩٣هـ، عيِّن بعدها مساعدًا لوزير الحربية، ثم محافظًا للشرقية، وتوفي يوم لسوهاج، فمحافظًا للشرقية، وتوفي يوم

(٢) الموسوعة العربية الميسرة ٣/ ١٦١٠، موسوعة أعلام مصد صـ ٣٤٠.

الجمعة ٥ ربيع الأول، ١٧ مايو. طُبع له في سنة وفاته: الصراع العربي الإسرائيلي: من مذكرات وذكريات الفريق عبدالمنعم واصل/ ساعد في الصياغة وإعداد الخرائط أحمد رأفت حلمي(٣).

# **عبدالمنعم وهبي** (۱۳۳۱ - بعد ۱۶۱۷ه؟ = ۱۹۱۲ - بعد ۱۹۹۲م؟) رياضي إداري.



من مواليد المنصورة بمصر، حصل على إجازة في التجارة من جامعة القاهرة، مدير المؤسسة العامة للصناعات الهندسية، عافظ الإسكندرية، عضو الجالس القومية المتخصصة، وزير الرياضة، الرئيس الدائم للاتحاد الدولي لكرة السلة(1).



IWBF Europe

عبدالمنعم وهبي رأس .«الاتحاد الدولي لكرة السلة»

# عبدالمنعم يوسف أبو بكر (١٣٢٥ – ١٣٩٦هـ = ١٩٠٧ – ١٩٧٦م)

عالم آثار.

من الجيزة. حصل على الدكتوراه في الآثار المصرية من جامعة برلين، ودكتوراه دولة من

(٣) جريدة الأسبوع ع ٢٧٢ (١٤٢٣/٣/٨ هـ)، عرب أون
 لاين ٢٠١١/٨/٣١م.

(٤) موسوعة أعلام مصر ص٣٢٤.

الجامعة نفسها. درَّس في جامعة القاهرة وصار عميدًا لكلية الآداب بها، كما درَّس في جامعة الإسكندرية. قام بحفريات في الجيزة وتونا الجبل والنوبة، ونشر نتائج أبحاته بالعربية والإنجليزية.

ومن آثاره التي وقفت عليها: إخناتون، القاهرة في ألف عام (بالاشتراك مع آخرين، تصوير عبدالفتاح عيد وآخرين، رسم كمال أمين)، أساطير مصرية، ديانة مصر القديمة/ أدولف أرمان (ترجمة مع محمد أنور شكري)، بلاد النوبة، تاريخ مصر من فجر التاريخ حتى إنشاء مدينة الإسكندرية/ تأليف ألكسندر شارف (ترجمة عبدالمنعم أبو بكر؛ راجعه مراد كامل)، كفاحنا ضدً الغزاة (بالاشتراك مع آخرين)(۱).



عبدالمنعم يوسف بلال عبدالمنعم يوسف بلال (٠٠٠ – ٢٠٠٢م؟) (تكملة معجم المؤلفين)

# عبدالمهدي بن عبدالحسين مطر (١٣١٨ - ١٣٩٧ه = ١٩٠٠ - ١٩٧٧م) فقيه وأديب شيعي.

ولد في مدينة النجف، درس في حلقات بعض العلماء الشيعة، وعلى والده، وناصر قبيلته (خفاجة)، واشتغل بالعلم والأدب والتأليف، وارتاد النوادي الأدبية، وساهم في تأسيس «جمعية منتدى النشر» في كلية

وان الم يرمه منطقها النا واحد وعلى المهاب و استرفتن خيات العدد وقد وقل عاد الهي الماضية النا المعاد المعاد المعاد الميان الميار المواد المواد المعاد المياد المعاد المياد الميا

خط وتوقيع عبدالمهدي عبدالحسين مطر

طبع له: دراسات في قواعد اللغة العربية (٤ جر)، الأحراز الجرَّبة.

وله من المخطوط: تقريرات الفقه، خمائل الرائد في أصول العقائد، حياة الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم، مذكرات عن حركة ١٩٣٤م، ديوان شعر كبير، تقريب الوصول إلى علم الأصول، سلم المرقى على العروة الوثقى (٢).

عبدالمهيمن بكر سالم (١٣٤١ - ١٤١٧ه = ١٩٢٢ - ١٩٩٦م) (تكملة معجم المؤلفين)

عبدالمهيمن محمد نور الدين، أبو السمح (١٣٠٧ – ١٣٩٩هـ = ١٨٨٩ – ١٩٧٩م) إمام الحرم المكي الشريف.



ولد في قرية التلين بمديرية الشرقية في مصر. نشأ في بيت علم ودين، أتمَّ حفظ القرآن

 (۲) المنتخب من أعلام الفكر والأدب ص ۲۹۱ (وفيه أنه توفي في ۷ رجب ۱۳۹۰هـ)، معجم البابطين لشعراء العربية (ومنه تأريخ وفاته)، معجم المؤلفين العراقيين ۲/ ۳۵۳.

الكريم قبل أن يتمّ العاشرة من عمره. تلقى علومه وثقافته الدينية في الجامع الأزهر على أيدي كبار علماء عصره، أمثال الشيخ محمد عبده. عمل إمامًا للحرم المشيخ محمد عبده. عمل إمامًا للحرم المكي الشريف بين ١٣٦٩ – ١٣٨٨هـ باستدعاء من الملك عبدالعزيز. قضى شبابه في الدعوة إلى الله، وشارك في تأسيس جماعة أنصار السنة المحمدية. درَّس القرآن والتفسير والحديث في مدارس وزارة المعارف، وفي دار الحديث عكة، والمدرسة المنصورية لسنوات عديدة.

له ترتيل للمصحف الشريف مسجل على أشرطة.

توفي ليلة ٢٧ رمضان بمكة المكرمة(١).



عيدل المهيمن أبو السمح ٧١٦٢ إلى ٢٦٩٤٩ جرول المام بالحرم المكن الشريف سامغ التاريخ / ٢٩٥١ جياد مكة المكرمة المكرمة المكرمة المربة / ٢١٠

السلام عليم ورعة الارور كاتر السرور كاتر بناسة عبد الدمي (كيال الديد الديد الميان الميان الميان الميان الميان والميان والميان الميان والميان الميان ورعة الله ومكات

عبدالمهيمن أبو السمح (خطه)



عبدالمهيمن أبو السمح أمَّ في الحرم المكي نحو عشرين عامًا

(٣) رجال من مكة المكرمة: العاصمة المقدسة ص٤١.

<sup>(</sup>١) أعلام مصر في القرن العشرين ٣٢٤.

عبدالمؤمن بن محمد بشير علبي (2571 - . 731 a = 3381 - 8 . 74) (تكملة معجم المؤلفين)

عبدالناصر فاضل علي (۱۳۶۳ - ۱۹۱۳ه = ۱۹۲۶ - ۱۹۹۳م) واعظ خطيب.

ولادته في بلدة أسريحة التابعة لمركز الباجور في محافظة المنوفية بمصر، حصل على الشهادة العالية من كلية أصول الدين بالأزهر، وعمل طوال حياته واعظًا بوزارة الأوقاف. وتابع دراساته العليا في اللغة العربية بكلية دار العلوم بجامعة القاهرة، عيِّن مستشارًا للعلوم العربية والإسلامية بوزارة التربية، وانضم إلى (الجمعية الشرعية) وتعاون معهم، ومارس الخطابة والدعوة بمساجدها، وصار وكيلًا علميًا لها، كما عمل أستاذًا للخطابة والفقه والحديث واللغة العربية بمعهد الإمامة للدراسات الإسلامية، وتخرَّج عليه كثير من الدعاة. وفي عام ١٤٠١هـ انتخب رئيسًا لجمعية مكارم الأخلاق في جزيرة بدران، وطوّر أنشطتها، من بينها (بحلة مكارم الأخلاق)، وكان عالمًا، يحارب البدع والخرافات، نشر الثقافة الإسلامية، وكتب مقالات دينية في الصحف والمحلات المختلفة. وتوفى في منشية ناصر بمحافظة القاهرة.

طبع له: العظات البالغات، من هدي القرآن والسنة(١).

عبدالناصر مسلم أبو شوقة قائد مجاهد.



مولده في مخيم الشهداء بقطاع غزة، من أسرة مهاجرة من بلدة أسدود، تربى على أساتذة كبار في مسجد البريج الكبير، والتحق بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، ولكن حبّ التضحية والفداء دفعه إلى الجهاد فلم يكمل دراسته فيها. انضم إلى جماعة الإخوان المسلمين عام ٤٠٤ه، وألقت قوات العدو المحتل القبض عليه وزجَّته في السجن (٢٧) شهرًا، وخرج ليلتحق بصفوف كتائب القسمام، واعتُقل مرة أخرى، وحُكم عليه بالسجن تسعة أعوام، وأُفرج عنه بعد ثلاث سنوات في صفقة أوسلو، خرج ليتابع مسيرة الجهاد ويتعرّف على الجاهدين الكبار، ولكن السلطات الفلسطينية ألقت القبض عليه هذه المرة، ولقى منها تعذيبًا وحشيًا لا يوصف، وخرج مرة أخرى ليحمل لواء الجهاد، ويكون قائد المنطقة الوسطى بمخيم البريج في قطاع غزة، وكان بذلك صاحب ذراع طويل في العمل الجهادي، وأشرف بصفة مباشرة على العديد من العمليات الاستشهادية الناجحة، وعُرف بجنديته الصادقة وقيادته الهادئة، وعزيمته القوية. اغتالته يهود في بيته بصاروخ موجّه من طائرة استطلاع يوم الخميس ١٤ ذي الحجة، ٥ شباط (فبراير)<sup>(۲)</sup>.

عبدالناصف يوسف شومان ( . . . - YY 2 1 a = . . . - T . . Y a) (تكملة معجم المؤلفين)

عبدالنافع عبدالحكيم (١٣٣٥ - ١٣١٤ه = ١٩١٧ - ٢٠٠٥م) مدرِّس كاتب.

من مواليد الموصل. تخرَّج في قسم اللغة العربية بدار المعلمين العالية، عمل ضابط احتياط في الجيش، ودرَّس، وترك مكتبة كبيرة ضمَّت أكثر من عشرة آلاف كتاب، وكتب أكثر من (٥٠٠) مقالة في مجلة (الرسالة) الموصلية.

ألُّف كتبًا منهجية في الأدب والنحو، منها: دراسات في الأدب العربي للصفوف المتوسطة الثلاثة، والمهذب في قواعد اللغة العربية للصفوف المذكورة كذلك. وله عدة مخطوطات، منها مؤلف عن أبي تمام (٣).

عبدالنبي محمد حجازي (1071 - 3731a = V791 - 71 + 74) كاتب أديب روائي.



من القطيفة في منطقة جيرود بريف دمشق. أُجيز في اللغة العربية من جامعة دمشق، درُّس في ثانويات القطر وفي الجزائر، عمل في إدارة المخطوطات والنشر باتحاد الكتاب العرب، وأمانة تحرير جريدة «البعث»، وأصبح مديراً عاماً للهيئة العامة للإذاعة

(٣) مما كتبه جاسم عبد شلال في منتدى أبناء الحياة (٢) شبكة فلسطين للحوار ٢٠١١/٢/٦م، الشرق الأوسط 37.79 (11/11/37312). (١) موقع الجمعية الشرعية الرئيسية (٥ سبتمبر ٢٠٠٥م). وورد فيه أن وفاته غرة شعبان ١٤١٤هـ، ٢٧ يناير ١٩٩٣م. وهو خطأ، فإن الذي يوافق التاريخ الميلادي منه هو ٤ شعبان ۱۲۱۳ه.

والتلفزيون، ورئيساً لاتحاد إذاعات الدول العربية، كما رأس تحرير صحيفة «الأسبوع الأدبي»، عضو جمعية القصة والرواية باتحاد الكتاب العرب في دمشق. وكان بعثياً، لكن ذكر أنه انحاز للثورة ضدَّ حكم بشار الأسد، وأُعيد لدمشق بعد محاولته الخروج إلى لبنان، واعتقل ابن له وبنت.

كتب الرواية والمسلسل التلفزيوني إضافة إلى الزاوية الصحفية، واعتبره بعضهم أهم ً كتبًاب الدراما والرواية بسورية، وأبرز مسلسلاته الدرامية: هجرة القلوب إلى القلوب، الأيام المتمردة، نقطة ببحر (فيلم). توفي يوم الأحد ١٦ ذي القعدة، ٢٢ أيلول (سبتمبر).



عبدالنبي حجازي رأس تحرير مجلة (الأسبوع الأدبي)

رواياته: قارب الزمن الثقيل، السنديانة، الياقوتي، الصخرة، حصار الألسن، المتألق، المتعدِّد، صوت الليل يمتدُّ بعيداً، زهرة الرمان(۱).

# عبدالنور خلیل (نحو ۱۳۵۰ – ۱۳۲۱ه = نحو ۱۹۳۱ – ۲۰۱۱م) کاتب صحفی فنی وناقد سینمائی.

(۱) تراجم أعضاء اتحاد الكتاب ص ۲۶۰، معجم المؤلفين السوريين ص ۱۱۹، موسوعة أعلام سورية ۳۲/۲، معجم الروانيين العرب ص ۲۸۳، موقع ۲۶ الإلكتروني ۲۲ أيلول ۲۰۱۳م، أورينت ۲۰۱۳/۹/۲۳.



من محافظة المنوفية. سكن القاهرة منذ شبابه، شارك السعدي في عدد من المحلات والحرائد وهما في بداية الطريق: النداء، والسحاب، والإثنين، والقاهرة. وابتعد هو عن السياسة وتخصّص في الصحافة الفنية بدار الهلال حتى صار مستشارًا فيها، وقرأ كثبًا كثيرة، واهتم بالسينما خصوصًا، وأرّخ الفنانين لأهل الفن حتى عُرف بأنه مؤرِّخ الفنانين والفنانات! ومات يوم الخميس ٩ جمادى والفنانات! ومات يوم الخميس ٩ جمادى

من كتبه المشهورة: دولة أم كلثوم، سعاد حسني ضحية اغتالها المثقفون، وكتاب ضحم عن فاتن حمامة (٢).

# عبدالنور عبدالعظیم الندوي (۲۰۰۰ – ۱۶۱۳ه = ۲۰۰۰ – ۱۹۹۳م)

أديب إسلامي نشيط.

تخرج في دار العلوم بندوة العلماء في لكهنو، وأحرز شهادة الماجستير من قسم الأدب والنقد بكلية اللغة العربية في جامعة الأزهر، ثم كان أستاذًا في كلية اللغة العربية بندوة العلماء، وتابع نشاطه العلمي والأدبي بالندوة. ولما أنشئت رابطة الأدب الإسلامي العالمية أسهم في براجها وأنشطتها بحماس، وعين سكرتيرًا في مكتب الرابطة بالندوة، وشارك في مؤتمرها بإستانبول عام ٩٠٤ هم وفد الندوة برئاسة العلامة أبي الحسن على الحسني الندوي رئيس الرابطة. وقام على الحسني الندوي رئيس الرابطة. وقام قبل مدة من وفاته بجولة أدبية برفقة وفد (٢) ماكتبه أكرم السعلي في ملة (صباح الحير) بتاريخ

رابطة الأدب الإسلامي إلى مدن الهند الكبرى برئاسة الشيخ محمد الرابع الحسني الندوي الأمين العام للرابطة ونائب الرئيس العام. توفي في ٧ شعبان، الموافق ٢١ كانون الثاني (يناير).

وله: الذوق الأدبي: حقيقته - وسائل تنميته - ودوره في النقد<sup>(١)</sup>.

# عبده أحمد هليل عليان (۰۰۰ – ۱٤۲۸ه = ۰۰۰ – ۲۰۰۷م) (تكملة معجم المؤلفين)

# عبده إمام دیاب (۰۰۰ – ۲۰۰۳م)

كاتب إعلامي مخرج.

من مصر. مخرج إذاعي، مؤلف إذاعي وتلفزيوني ومسرحي، محاضر، كاتب مقالة وأبحاث إعلامية، قدَّم تمثيليات للأطفال، وله مسرحيات. مدير التمثيليات بالبرنامج العام. أخرج برنامجه الشهير (أغرب القضايا) منذ ١٣٩٣هـ حتى وفاته.

من كتبه المطبوعة: التأليف الدرامي، الإعداد الدرامي، الحوار الدرامي (خ).

عبده بدوي = عبده محمد بدوي

عبده البسيوني = عبده عبده البسيوني

عبده خليفة (١٣٣٣ - ١٤١٩ه؟ = ١٩٩١ - ١٩٩٨م) (تكملة معجم المؤلفين)

عبده خلیل سلیمان (۱۳۵۶ - ۱۹۱۵ه = ۱۹۳۰ - ۱۹۹۰م) (تکملة معجم المؤلفین)

۱۸ مایو ۲۰۱۱م. ومعلومات من مواقع أحرى.

 <sup>(</sup>۳) الداعي (الهند) س ۱۱ ع ۱۱ – ۱۷ – ۱۵ – ۱۱ – ۱۱ – ۱۱ الريخ ۹/۱۵ عن مجلة البعث الإسلامي.

<sup>(</sup>٤) الأَهْرَام ٤ و ١١ يناير ٢٠٠٣م، أهل الفن ص١٩٥.

عبده على الراجحي

(rom1 - 1431a = VMP1 - 1 + Ya)

ولادته في قرية من قرى محافظة الدقهلية

عصر، انتقل إلى مدينة الإسكندرية لينال

من جامعتها الإجازة والماجستير والدكتوراه

في اللغة وآدابها، ثم كان أستاذًا في الجامعة

نفسها، ورئيسًا لقسم اللغة العربية بحا،

علَّامة لغوي.

عبده دیاب = عبده إمام دیاب

عبده الراجحي = عبده على الراجحي

عبده بن سعيد العزعزي (تكملة معجم المؤلفين)

عبده شكر (TYT1 - AT31a = 70P1 - V . . TA) عالم نووي. اسمه الكامل: عبده محمد عبدالعال شكر.



من الإسكندرية بمصر. قضى في أمريكا (٢٠) عامًا، إلى أن حصًل الدكتوراه في الهندسة النووية. عاد إلى الإسكندرية، وقضى فيها نحو عامين، وكان يتعرَّض للمضايقات. زاره شقيقه ليجده مقتولًا، وكشف الطبّ الشرعي أن الوفاة وقعت في ٦ آب، قبل (٧٧) يومًا من العثور عليه

(تكملة معجم المؤلفين)



متًا!(١).

عبده الشمالي (4741 - P. 31a = 0. PT - PAP1a)

عبده صالح الوحش = محمد عبده صالح الوحش

عبده عبدالعزيز قلقيلة ( . . . - ٧٢٤ / ٩ = . . . - ٢ . . ٢٩)

باحث أدبي. نال شهادة الدكتوراه من قسم البلاغة والنقد بكلية دار العلوم في جامعة القاهرة عام ١٣٩٠هـ، ثم كان أستاذ الأدب في جامعات عربية ومصرية. توفي في أواخر الأسبوع الثالث من ربيع الأول، أبريل (٢٤ أو ٢٥ ربيع الأول، ٢٢ أو ٢٣ أبريل). من عناوين كتبه: أبيات المعاني في شعر المتنبي، البلاغة الاصطلاحية، التجربة الشعرية عند ابن المقرب: مضمونها وبناؤها الفني، دراسات في النقد الأدبي والبلاغة، القاضي الجرجاني والنقد الأدبي (أصله ماجستير)، معجم البلاغة العربية: نقد ونقض، المقنع أن هدي كامل المبرد ليس الممتع، من التراث الأدبي للمغرب العربي،



النقد الأدبي في العصر المملوكي (أصله

دكتوراه)، النقد الأدبي في المغرب العربي،

النقد الأدبي عند الجاحظ، لغويات. وكتب

أخرى له في (تكملة معجم المؤلفين).

عبده عبده البسيوني (۲۰۰۰ - ۱۳۴۱ه = ۲۰۰۰ – ۲۰۱۲م) (تكملة معجم المؤلفين)

ومديرًا لمركز تعليم اللغة العربية للناطقين باللغات الأخرى، ومديرًا لمعهد الدراسات اللغوية والترجمة، وفي لبنان اختير عميدًا لكلية الآداب بجامعة بيروت العربية، ثم رئيسًا لقسم تأهيل معلمي اللغة العربية للناطقين باللغات الأخرى بجامعة الإمام في الرياض، وعضوًا بمجمع اللغة العربية بالقاهرة، ولبَّى دعوات متعددات من جامعات وهيئات علمية عربية وغير عربية، معارًا أو زائرًا أو مشتركًا في مؤتمرات وندوات. وقدَّم لها بحوثًا وناقش فيها وعلَّق. وله أعمال وآثار غطت محالات في الفكر اللغوى والأدبى والثقافي والاجتماعي، وكان ذا همة عالية، مشتغلًا بالقرآن الكريم ولغته، متواضعًا، طلب إجازة من أحد تلاميذه في قراءة من قراءات كتاب الله الكريم. ووصفه بعض تلاميذه بأنه زاهد معرض عن زخارف الدنيا، مع ورع وإقبال على الله تعالى بمختلف العبادات والقربات، ولا يتكلم إلا بما تدعو إليه الضرورة، ولا يجلس

للتعليم إلا على طهارة، ويمنع جلساءه من

الخوض إلا في العلم والقرآن، ويجود على

<sup>(</sup>١) موقع شبكة فلسطين للحوار (٢٤/١٠/٢١م). ومصدر الصورة: APNأنباء الإسكندرية المصورة.

طلبته بوقته وعلمه وماله حسبة. توفاه الله يوم ١٢ جمادي الأولى، ٢٦ نيسان (أبريل). من كتبه المطبوعة: النحو العربي والدرس الحديث، النحو العربي وأرسطو، دروس في المذاهب النحوية، دروس في شروح الألفية، فقه اللغة في الكتب العربية، النظريات اللغوية المعاصرة وموقفها من العربية، اللهجات في القراءات القرآنية، التطبيق الصرفي، التطبيق النحوي، علم اللغة التطبيقي وتعليم العربية، أسس تعلم اللغة وتعليمها (مترجم بالاشتراك)، مشكلة تعليم النحو لغير الناطقين بالعربية، كلام الأطفال، اللغة وعلوم المحتمع، علم الأسلوب والمواءمة، الشخصية الإسرائيلية، هيراقليطس فيلسوف التغير، عبدالله بن مسعود، إعراب القرآن الكريم. ومؤلفات أخرى له ذكرت في (تكملة معجم المؤلفين)(١).

عبده بن علي شطا (۱۰۰۰ – ۱۶۳۱ه = ۲۰۰۰ – ۲۰۱۰م) (تكملة معجم المؤلفين)

عبده علي ياقوت (١٣٦٦ - ١٤٢٧ هـ = ١٩٤٦ - ٢٠٠٦م) (تكملة معجم المؤلفين)

عبده عویدات (۱۳۲۱ – ۱۲۲۲ه؟ = ۱۹۰۸ – ۲۰۰۱م) (تکملة معجم المؤلفین)

عبده محمد بدوي (۱۳٤٦ – ۱۲۶۰ه = ۱۹۲۷ – ۲۰۰۰م) شاعر وأديب ناقد، محرر صحفي.

(١) منتدى النحو والصرف ومنتدى التراجم في ملتقى أهل الحديث، نقلًا عن مجلة مجمع اللغة العربية بمصر بمناسبة انتساب المترجم له إليه. وما كتب عنه في مقدمة كتابه «إعراب القرآن الكريم»، وصورته من منتديات الجزيرة توك: اللغويون المعاصرون.



ولد في محافظة البحيرة بمصر، حصل على الدكتوراه من كلية دار العلوم بجامعة القاهرة، ودبلوم معهد التربية، عمل في وزارتي التربية، والإرشاد والثقافة، أستاذ في جامعات السودان والقاهرة والكويت والإمارات، أنشأ مجلة «الشعر» وتولى رئاسة تحريرها، مدير تحرير مجلة «هضة إفريقيا»، ومحلة «الرسالة»، عضو في اتحاد الأدباء، ورابطة الأدب الحديث، ولجنتي الشعر والنثر بالجلس الأعلى للفنون والآداب، له عشرات الدراسات في المحلات العربية المتخصصة، وترجمت بعض قصائده إلى لغات أجنبية. ذكر الأستاذ حلمي القاعود أنه كان ذا موقف إسلامي معتدل، كما ظهر في كتاب أخير له. وأقول: قد يكون هذا في أواخر عمره، وقد قرأت كتابه «دراسات في النص الشعري» في العصر العباسي، فكان مليئًا بمصطلحات الثورة والثورية التي

ملأ بها عبدالناصر سماء مصر آنذاك، وما علاقة هذين المصطلحين بالعصر العباسي؟! ثم صفّاه الناشر في الطبعة الثانية، ولم يقبل نشره كما كان. وكان في الكويت أثناء الغزو العراقي لها، فاضطرً للخروج بأسرته تاركا للنهب والضياع، وقطع الصحراء بسيارته حتى

التقطته طائرة نقل عسكرية وأحضرته إلى مصر. وقد أصيب بالفشل الكلوي فأقعده الفراش، وعكف على كتاب الله يتلوه، ولما لم يقدر على القراءة ظلَّ يتلو من حفظه ويستمع للتلاوة، وفي احتضاره ظلَّ يردد قوله تعالى: (إنَّ ٱللَّهُ يُدُنِعُ عَنِ ٱلذِّينَ ءَامَنُواً) حتى توفاه الله مساء يوم الخميس ١٧ ذي الحجة، ٢٧ يناير.

مات في ۱۸ ذي الحجة، ۲۸ كانون الثاني (يناير).

أصدرت فيه جامعة الكويت كتابًا تذكاريًا شارك في كتابته عدد من زملائه وتلاميذه.



عبده محمد بدوي أنشأ مجلة (الشعر) ورأس تحريرها

وله كتب عديدة، منها: أفكار حول

# رسالة فأغرب

و أ عنبرا قد عا بات كرّ عي جمّاً في ليلانت الموعّد و
مثلتا فوق طاستان به المبترة الكوّن المُبترة و
الله م يُحِفّ علي كنيني المُعنور قد وتي وعُده والله م يُحِفّ علي كنيني المعنور قد وتي وعُده المعنوفة المدوقة المدوقة علي كنيني وطناً مُلُواً المُمثري فَقْد والله الله الله الله في في المثل المُلْد والله الله الله الله في قد حملت الله الله في في الله الله الله الله الله الله الله المثل المثلول المث

عبده بدوي (خطه)

الإسلام، أهمية تعلم اللغة العربية، حضارتنا بين العراقة والتفتح، دراسات تطبيقية في الشعر العبوبي، دراسات في النص الشعري: العصر العباسي، دول إسلامية في الشمال الإفريقي، رجال من إفريقية، السود والحضارة العربية، الشعر في السودان، الشعراء السود: خصائصهم في الشعر العربي، نجوم في آفاق العربية، شخصيات إفريقية.

ومن عناوين دواوينه: كلمات غضبي، محمد (قصيد سيمفوني)، السيف والوردة، دقات فوق النيل، أعماله الشعرية الكاملة. وغيرها من المؤلفات المذكورة في (تكملة معجم المؤلفين)(۱).

عبده محمد الرهوان (۱۳۲۰ – ۱۳۹۸ه = ۱۹۰۲ – ۱۹۷۸م) (تکملة معجم المؤلفين)

عبده محمود سلام (۱۳۳۵ – ۱۶۱۱هـ = ۱۹۱۱ – ۱۹۹۰م) طبیب وزیر، مسهم فی الخدمات الطبیة.



ولد في المنصورة. حصل على ماجستير في تخصص العظام من جامعة ليفربول. عمل في المستشفى العسكري بالإسكندرية، ومديرًا للمصحّ البحري للعظام، عضو أول لجنة للتخطيط القومي. عين وزيرًا للصحة عام ١٣٨٩هـ (١٩٦٩م)، رئيس

(۱) موسوعة أعلام مصر ص٣٢٧، وجوه عربية وإسلامية ص ٢٦، موسوعة أعلام مصر ٣٢٠)، الأهرام ع ٣١٦٣ (٣١٢/٢/٢١هـ)، الختمع (٣٤٢٦/٢/٢١هـ)، الختمع (٣٤٢٦/١/٢١هـ) ص ٤٨، الأدب الإسلامي ع ٤٧ (٣٤٦) هـ) ملف عنه.

الهيئة العامة للتأمين والعلاج الطبي، عضو معلس الأمة، رئيس الجمعية المصرية لجراحة العظام، عضو اللجنة المصرية لتضامن الشعوب الإفريقية والآسيوية. ساهم في إرساء قواعد التأمين الصحي، وكان أول من بدأ نظامًا للرعاية الاجتماعية الطبية في دراسات الخدمة الاجتماعية بمعهدها بالإسكندرية. شارك في تخطيط الخدمات الصحية، وفي رسم وتنفيذ مشروعات الوحدات المحمعة، وعلاج مرض الدرن والخدمات الصحية العالمية، وكفاح الأمراض المتوطنة. وحضر العديد من المؤتمرات المحلية والعربية والعالمية، وكان رئيس شرف ورئيس كثير من المؤتمرات العلمية والاجتماعية. نشر العديد من البحوث المتعلقة بالصحة العامة والعلاج والصناعة الدوائية. ومات في لندن يوم ١٩ ربيع الأول، ٨ أكتوبر(٢).



عبده محمود سلام كان وزيرً للصحة

عبده مرتضى الحسيني (۱۳۳۷ - ۱۶۲۸ه = ۱۹۱۸ - ۲۰۰۷م) کتبي شيوعي، عاشق للکتب والمکتبات.



ولد في بعلبك، عشق الكتب والمحلات وهو طفل، وبدأ بجمعها وهو في السابعة من

(٢) حكماء القصر العيني، الموسوعة القومية للشخصيات المصرية البارزة ص٢٢٦، حدث في مثل هذا اليوم ١/ ٢٨٩.

عمره، وركز من بعد على جمع الروايات والكتب الأدبية والفلسفية والعلمية وغيرها. ثم انتسب إلى قوى الأمن الداخلي، وأسّس مكتبة خاصة للدرك، كما عمل مع صاحب محلة «المكشوف» فؤاد حبيش على تأسيس محلة الدرك، التي عُرفت من بعد باسم محلة الأمن. ترك الأمن وتابع دراسته فحصل على إجازة من معهد الآداب الشرقية التابع لجامعة القديس يوسف، وانتسب إلى صفوف الحزب الشيوعي اللبناني. وقد تابع جمع الكتب حتى صار صاحب أكبر مكتبة شخصية في الشرق الأوسط، وكانت تضمُّ أكثر من مليون كتاب ومطبوعة. توفي يوم الجمعة ١٨ محرم، ٢٣ شباط(٢).

**عبده ناجي** (۲۰۰۰ – ۲۲۲۱ه = ۲۰۰۰ – ۲۰۰۱م) فنان خزفي.



من اليمن. في الثامنة من عمره ترك المدرسة وأصبح راعيًا. وبعد سنوات تاجر مع أخيه. وفي عدن عمل مساعدًا منزليًا لدى عائلات إنجليزية تمكن من خلالها من إتقان اللغة الإنجليزية. سافر إلى بريطانيا، وتخرج في الجامعة حائزًا على أعلى الدرجات في دراسة تاريخ الفن والرسم، وتخصص في السيراميك، ثم درس الجزفيات في جامعة ميدل سيكس. عُرضت أعماله في عدد من ميدل سيكس. عُرضت أعماله في عدد من متاحف أوربا، وضمَّ البريتيش ميوزيوم خمس متروبوليتان نيويورك عددًا مماثلًا، إضافة إلى ميتروبوليتان نيويورك عددًا مماثلًا، إضافة إلى

(٣) المستقبل ع ٢٥٣٩ (٢٠٠٧/٢/٢٤).

توزع خزفياته على متاحف أوربا الوطنية. مات في بريطانيا(١).

عبده هتيمي = محمد بن عبدالعال هتيمي

عبدالهادي أحمد الجوهري (١٣٥٨ - ١٤٢٣ هـ = ١٩٣٩ - ٢٠٠٢م) عالم احتماع، باحث أكاديمي.



من محافظة المنوفية بمصر. حصل على شهادة الدكتوراه في فلسفة علم الاجتماع من الهند. مدير معهد إعداد القادة بوزارة التعليم العالي، أستاذ علم الاجتماع، رئيس لجنة قطاع الخدمة الاجتماعية، نائب للجامعات، عميد كلية الآداب بجامعة المنيا، وجامعة القاهرة، عضو الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، رئيس مجلس البحوث الاجتماعية بأكاديمية البحث العلمي. توفي يوم الثلاثاء (٤) جمادى الآخرة، الموافق (١٣) آب (أغسطس).

من عناوين مؤلفاته المطبوعة التي وقفت عليها: أصول علم الاجتماع، دراسات في علم الاجتماع، دراسات الاجتماع، معجم علم الاجتماع، منهج البحث في علم الاجتماع استيفن كول (ترجمة بالاشتراك مع أحمد النكلاوي)، قاموس علم الاجتماع، علم الاجتماع: نشأته وتطوره، دراسات في علم الختماع الإدارة (بالاشتراك مع إبراهيم أبو الغار)، دراسات في التنمية الاجتماعية: مدخل إسلامي (بالاشتراك مع أحمد رأفت عبدالجواد وعبدالمنعم بدر)، أنماط السلوك عبدالجواد وعبدالمنعم بدر)، أغاط السلوك

(۱) الفيصل ع ۲۹۹ (جمادی الأولی ۱۳۲۲هـ) ص۱۳۶.

عند العلماء، مدخل لدراسة المحتمع (بالاشتراك مع آخرين)، التغير الاجتماعي/ اس سي دوب (ترجمة بالاشتراك مع أحمد النكلاوي وعواطف فيصل)، التضامن الإسلامي في مجال التنمية الاجتماعية، دراسات في علم الاجتماع الإسلامي، تاريخ الفكر الاجتماعي، المدخل إلى المناهج وتصميم البحوث الاجتماعية. ولم كتب أخرى ذكرتما في (تكملة معجم المؤلفين)(٢).

عبدالهادي بن أحمد الطباع (۱۳۸۸ – ۱۹۳۸ – ۱۹۳۸ )

مقرئ حافظ، حاسوبي. من دمشق. تخرَّج في كلية الدعوة الإسلامية، ثم في كلية الشريعة بجامعة دمشق، حصل على إجازة في الإقراء بقراءة حفص من الشيخ محيى الدين الكردي، وجمع القراءات على بكري الطرابيشي. درس علوم الحاسب إلى أن أصبح مدرِّسًا لها، واعتنى باللغة الإنجليزية عناية كبيرة، وكان متمكنًا من الفقه الحنفى خاصة، واللغة العربية. انتخب أكثر من مرة عضوًا في إدارة جمعية التمدن الإسلامي، وعمل خطيبًا وإمامًا لجامع الحمد بدمشق نحو ١٧ عامًا، ومديرًا لمعهد تحفيظ القرآن فيه، ضويق في أموره وآذاه ناس وكادوا له حتى ترك المسجد كله. وكان له اهتمام بحقوق الإنسان، ويرغب أن تكون هناك جمعية إسلامية لحقوق الإنسان، تدافع عن الدعاة وتحمى حملة الحق... وتعرّض بسبب ذلك للأذى وهدِّد في حياته. عُرضت عليه فرص عمل لكنه آثر العلم... وكان لطيف المعشر، محبًا لأهل الاستقامة، كارهًا للمنافقين، لا

 (۲) الأهرام ع ٤٢٢٥٤ (١٤٢٣هـ)، الفهرست (مصر) ع
 (يناير ٢٠٠٥) ص٨١، وصورته من موقع كلية الآداب بجامعة القاهرة.

يحبُّ التملق وأهله، مع تواضع، واستقامة.. برمج موقعًا إلكترونيًا سماه «إماطة اللثام عن بعض أدعياء العلم بالشام» ثم أوقفه بعد مضايقات. درَّس، وتخرَّج عليه العديد من الحفاظ، وقرأ عليه القيادي خالد مشعل ختمة كاملة. مات يوم الاثنين ٢١ ربيع الأول، ٢٦ آذار (مارس) [هكذا في مصدره، والتاريخ يوافق يوم الثلاثاء]. صنَّف عددًا من الرسائل في علوم الشريعة والقرآن الكريم، منها كتاب بعنوان: زاد الطالب (٣).



عبدالهادي إسماعيل غني (١٣٢٨ - ١٩١٠ه = ١٩١٠) (تكملة معجم المؤلفين)

عبدالهادي أمين عباس (۱۰۰۰ – ۱۶۰۹ه = ۲۰۰۰ – ۱۹۸۹م) (تكملة معجم المؤلفين)

عبدالهادي الباني = عبدالهادي محمد توفيق الباني

عبدالهادي البكار (۱۳۵۳ - ۱۶۳۰ ه = ۱۹۳۱ - ۲۰۰۹م) إعلامي سياسي.

(٣) موقع منتدى الأنساب والعائلات الشامية (إثر وفاته).



من مواليد دوما بمحافظة دمشق. عمل مذيعًا للأحبار، ومعلقًا في الإذاعة والتلفزيون، صاحب جمال عبدالناصر في تنقلاته بسورية، ويقول عنه «الزعيم الخالد» و «الرئيس المفدَّى». وكتب في صحف العراق ومصر ولبنان إضافة إلى دمشق. ارتبط بالمدِّ الناصري وأسهم في توسيعه بصوته المؤثر في الإذاعة، وعارض الانفصال عن مصر، واتهم بالمحاولة في انقلاب، فغادر إلى العراق، وعمل على توجيه الإعلام ضدًّ حكم البعث في سورية، ومنها إلى القاهرة، التي قضى فيها فترة طويلة إلى جانب لاجئين آخرين، وبعد عمر من النضال السياسي انتهى إلى موافقة الحزب القومي السوري، حيث قال في «مذكراته»: دعوة أنطوان سعادة إلى توحيد الأشلاء والأجزاء السورية لم تكن هي الخطأ أو الانحراف، بل كانت هي الصواب. واعترف أن ما كان يذيعه هو وزملاؤه لم يكن الصواب. وعمل في السلك الدبلوماسي بدولة الإمارات منذ بداية تأسيسها، فعمل ملحقًا ثقافيًا بتونس.. وتنقل بين أكثر من سفارة إماراتية. توفي في يوم السبت ٢٨ محرم، ٢٤ كانون الثاني (يناير).

من عناوین كتبه: المأزق: مصر والعرب والآخرون، أسرار سیاسیة عربیة. ومذكراته: صفحات مجهولة من تاریخ سوریة الحدیث (قدم له مصطفی طلاس) (۱).





ولد منطقة الكويفية شمال مدينة بنغازي الليبية. حفظ القرآن الكريم، وحصل على الشهادة الابتدائية، ثم درّس اللغة العربية والتربية الإسلامية، وتابع دراساته الشرعية على الشيخ محمد الصفراني مفتي برقة، وعين قاضيًا شرعيًا، فرئيسًا لحكمة الاستئناف ببنغازي، وعضوًا بإدارة التفتيش على الهيئات القضائية، مع الإجابة على أسئلة المستفتين بمقرً عمله أو في بيته، وخطب الجمعة وأمَّ الناس، وعقد حلقات للعلم في الفقه والتفسير.

تصانيفه: الأحكام الشرعية للأحوال الشخصية، النهر الفائض في علم الفرائض، النجوم النيرات في أحكام العبادات، الجوهر الفريد في علم التوحيد، الشرح المبين للمرشد المعين (شرح متن ابن عاشر)، ماء الينبوع في أحكام البيوع (٢ جـ)، الدرر النقية في التبرعات الشرعية، السيوف اللامعات في أحكام الجنايات، النور الوضاء في أحكام المخايات، النور الوضاء في أحكام القضاء، صوت الخطيب في الترغيب والترهيب(٢).

# عبدالهادي بوطالب (۱۳۲۷ – ۱۳۳۰ه = ۱۹۲۳ – ۲۰۰۹م) کاتب، سیاسی.

ولد في مدينة فاس، تخرَّج في جامعة القرويين، حصل على دكتوراه في الشريعة وأصول الفقه، ودكتوراه في الحقوق، عمل أستاذًا بالمدرسة المولوية، وبجامعتي محمد الخامس بالرباط، والحسن الثاني بالدار البيضاء، درُّس فيهما القانون الدستوري، والنظم السياسية في العالم الثالث، وكان أستاذًا للحسن الثاني وابنه محمد بالمعهد الملكي بالرباط، وتقلَّد مناصب وزارية عدة، منها منصب وزير الشغل، والإعلام، والعدل، والتربية، والخارجية، كما عمل سفيرًا في بيروت ودمشق وواشنطن والمكسيك، وترأس البرلمان المغربي سنة ١٣٩٠هـ، وكان مستشارًا للملك الحسن الثاني، وناشر مقال أسبوعي بصفحة دراسات في جريدة "الخليج" (الإمارات)، ومقال أسبوعي في الصفحة الأولى بحريدة «الأحداث المغربية» كل اثنين. ومات يوم الأربعاء ٢٩ ذي الحجة، ١٦ ديسمبر (كانون الأول). بلغت مؤلفاته بالعربية والفرنسية (٥٨)

كتابًا، من بينها: وزير غرناطة لسان الدين بن الخطيب، حقوق الأسرة وتحرير المرأة، المرجع في القانون الدستوري والمؤسسات السياسية، بين القومية العربية والجامعة الإسلامية، النظم السياسية المعاصرة (باللغتين العربية والفرنسية)، النظم السياسية في العالم الثالث، ملامح الدبلوماسية العالمية في القرن الواحد والعشرين (باللغتين)، الحكم والسلطة والدولة في الإسلام (باللغتين)، مصار الدبلوماسية العالمية ودبلوماسية العالمية ودبلوماسية العالمية والدولة في الإسلام (باللغتين)،

القرن الواحد والعشرين، معجم تصحيح كتب أخرى ذكرت في (تكملة معجم المؤلفين)(١).

لغة الإعلام العربي، الحقوق اللغوية: حق اللغة في الوجود والبقاء والتطور والنماء والوحدة، نصف قرن في السياسة، الصحوة الإسلامية، العالم الإسلامي والنظام العالمي الجديد (باللغتين)، بين الشريعة والفقه والقانون، بين الشورى والديمقراطية، حقيقة الإسلام، لكي نفهم الإسلام أحسن، من قضايا الإسلام المعاصر (٢ج)، في نقد العولمة: العالم ليس سلعة، نحو عولمة أخرى أكثر عدلًا وإنسانية، لا لأمركة العالم. وله

عبدالهادي جرار (٨٢٣١ - ٠٠٤١٤ - ١٩١٠ - ١٨٩١٩) (تكملة معجم المؤلفين)

عبدالهادي جواد الشرقي (1071 - 1.31a = 7711 - 17119) شاعر محام.



ولد في النجف، ونشأ على العلم. أكمل الثانوية في بغداد، وتخرج في كلية الحقوق، عيِّن في مراكز إدارية، منها، قائممقام في قضاء الحي، وأحيل على التقاعد، فانصرف إلى ممارسة المحاماة.

صدر فيه كتابان:

مع الشرقي الصغير في شعره/ موسى الكرباسي، ١٣٨٥هـ.

(١) موقع المترجم له، دليل أكاديمية المملكة المغربية ص ١٣٧، الموسوعة الحرة، الاثنينية ٢١/ ٣٠١.

وآخر بعنوان:

ذكرى عبدالهادي الشرقي/ طالب علي الشرقي، ١٤٢١هـ.

نظم سبعة دواوين شعر ما زالت مخطوطة، وكتابًا عن السيد الحميري، ومعجمًا عن ألقاب الشعراء، وكلاهما مخطوطان أيضًا(٢).

عبدالهادي بن جواد الطعان (0771-P.31&= V.P1-PAP1a) (تكملة معجم المؤلفين)

عبدالهادي الجوهري = عبدالهادي أحمد الجوهري

عبدالهادي حسن طاهر ( + 071 - 3731a = 1781 - 71 + 7a) اقتصادي صنائعي.



من مواليد المدينة المنورة. نال إجازة في العلوم الإدارية والمالية من جامعة عين شمس بالقاهرة، ودكتوراه الفلسفة في الاقتصاد (مالية واقتصادية) من جامعة كاليفورنيا. بدأ مدرسًا، ثم مترجمًا بوزارة الحج، فمديرًا عامًا بوزارة البترول والثروة المعدنية، فمحافظًا للمؤسَّسة العامة للبترول والمعادن برتبة وزير. تفرَّغ لإدارة أعماله الخاصة، فكان رئيسًا لجموعة آل طاهر التجارية، وكان عضو مجلس إدارة أرامكو ومحافظ

بترومين، وأسهم في الصناعة البتروكيماوية، صاحب جهود إنسانية خيرية. أنشأ كرسيًا مهمًا للدراسات وأبحاث فقه الزكاة في جامعة الملك عبدالعزيز بجدة. توفي في شهر ربيع الأول، فبراير.

الحاجة علما لحلالة الملاعدة معدة لبنفل تشجيع عبدلتكم للعلم مررداده أ مكسد انحاز هذا اللها - الدول ميزيه الذى ليثرن أبد أحفيه فحلالتكم me telep مندامردار كافر

عبدالهادي حسن طاهر (خطه وتوقيعه)

وله كتب، مثل: استراتيجيات البترول والغاز والتنمية في المملكة العربية السعودية (۱۸۳ ص)، استراتيجيات التنمية والبترول في المملكة العربية السعودية (٢٤٣ص)، بترومين ودورها في صناعة الزيت الدولية (محاضرة)، تحديد الدخل في صناعة البترول الدولية، مقومات الصناعة بالمملكة، الطاقة: نظرة شاملة (بالإنجليزية) (٣).

عبدالهادي الخضر ( . . . - 7731 = . . . - 71.74) (تكملة معجم المؤلفين)

عبدالهادي راضى = محمد عبدالهادي راضي

عبدالهادي الصدِّيق (VTVI-IY3IA=V3PI-\*\*\*Y4)أديب دبلوماسي.

(٣) موسوعة الشخصيات السعودية ص٢٥٢، جريدة المدينة ٢٠١٣/٢/١٣ م. وخطه من كتاب: مكتبة الملك فيصل الخاصة، وصورته من جريدة عكاظ.

(۲) موسوعة أعلام العراق ۲/ ۱٦۸، معجم البابطين

لشعراء العربية (وفيه اسم والله محمد حواد).



من السودان. تخرَّج في كلية الآداب بجامعة الخرطوم، ونال الدبلوم العالي في العلاقات الدولية من جامعة باريس، عمل محاضرًا ورئيسًا لشعبة الدراما والمسرح بالخرطوم، التحق بالسلك الدبلوماسي متخصِّصًا في الشؤون السياسية والإفريقية، وكان أديبًا، كاتبًا، ذا مشاركات ثقافية واسعة، ونظم الشع.

كتبه: نقوش على قبر الخليل، الحزام السوداني: جغرافيته وتاريخه الحضاري، عناق الأشرعة، أصول الشعر السوداني، المحاصر بعد الحرب العالمية الثانية، السودان والإفريقانية، حداثة الموروث (خ)(۱).

عبدالهادي الطويل = عبدالهادي محمود الطويل

عبدالهادي الطيب = عبدالهادي مصطفى الطيب

عبدالهادي بن عبدالكريم الشرايبي (۱۳۲۷ - ۱۹۸۷ هـ = ۱۹۰۹ - ۱۹۸۷م) دبلوماسي مناضل.



من فاس. تخرّج في جامعة القرويين ودرَّس فيها وفي مدارس، وكتب مقالًا في مجلة الإسلام، قال فيها عن بلاده: «ودائمًا أختصها بالعبادة» فمُنع من التدريس وسحبت منه الشهادة ورمى بالانسلاخ من العقيدة. شارك في مظاهرات ضد المحتل واعتقل مرات، وعمل في السلك التربوي بالدار البيضاء. وبعد الاستقلال عمل في سلك الدبلوماسية، فكان قائمًا بأعمال المغرب في عدة عواصم، ومثَّل بلده في جلسات الجامعة العربية بالقاهرة ، وبعد إحالته على التقاعد حجَّ ثلاث مرات، وكتب مقالات كثيرة في الصحف والجالات، وكان من قادة حزب الشورى والاستقلال. مات يوم الاثنين ١٦ ذي القعدة، ١٦ يوليو.

وله كتب، منها: ثمن الحرية (مذكراته في النضال)، الفقه الواضح (للمدارس المغربية)، التلاوة العربية (٤ جـ، بالمشاركة مع آخرين)(٢).

عبدالهادي عبدالله الغوّاص (۱۳۳۳ - ۱۹۰۳ه = ۱۹۱۶ - ۱۹۸۳م) (تكملة معجم المؤلفين)

عبدالهادي قدُّور الصباغ (۱۳۶۲ - ۱۹۰۷ه = ۱۹۲۳ - ۱۹۸۷م) (تكملة معجم المؤلفين)

(٢) معلمة المغرب ١٦/ ٥٣١٥.

عبدالهادي كامل الحاج (١٣٢٦ - ١٤١٧ه = ١٩٠٨ - ١٩٩٦م) (تكملة معجم المؤلفين)

عبدالهادي مأمون سرحان (۱۳۷۳ - ۱۹۲۳ه = ۱۹۹۳ - ۲۰۰۲م) (تكملة معجم المؤلفين)

عبدالهادي مبارك (١٣٥٤ - ١٤٣٣هـ = ١٩٣٥ - ٢٠١٢م) خرج سينمائي.



من العراق. من أوائل المسهمين في تأسيس تلفزيون العراق عام ١٣٧٦هـ (١٩٥٦م)، وقدًم العديد من الأفلام السينمائية، وذكر في نعيه أنه (عميد السينما العراقية). وقد عمل مديرًا عامًا لتلفزيون كركوك، ومديرًا مفوضًا لشركة بابل للإنتاج السينمائي والتلفزيوني، وأخرج العديد من المسلسلات التلفزيونية. توفي في ١٤ شوال، الأول من سبتمبر (أيلول)<sup>(٢)</sup>.

عبدالهادي محسن الحكيم (١٣٥٩ - ١٩٤١ه = ١٩٤٠ – ١٩٨٢م) (تكملة معجم المؤلفين)

عبدالهادي بن محسن الفضلي (۱۳۵۲ - ۱۹۳۶ هـ ۱۹۳۴ - ۲۰۱۳م) باحث ولغوى وكاتب شيعي.

(٣) جريدة الزمان الدولية ع ٢١١٤ (٢٠١٢/٦/٣).

<sup>(</sup>١) تراجم شعراء وأدباء وكتاب من السودان ص٢٨٩، معجم المؤلفين السودانيين ٢٦٧/٢، هيئة رحاية الإبداع العلمي: الموقع العلمي (استفيد منه في جمادى الآخرة ١٤٣٢هـ).



ولد في قرية صبخة العرب من قرى البصرة، وقرأ مقدماته هناك. وفي النجف دخل منتدى النشر (كلية الفقه) وتخرج فيها، وحصل على لقب (آية الله)، ثم درَّس بها مدة طويلة. مضى إلى مدينة جدة عام ١٣٩١هـ ودرَّس في جامعة الملك عبدالعزيز، وابتعث من هناك إلى القاهرة ليحصل على الدكتوراه في اللغة العربية من كلية دار العلوم، وعاد متابعًا تدريسه بجامعة الملك عبدالعزيز، وذكر أنه هو الذي أسَّس فيها قسم اللغة العربية، وشارك في نشاطات أخرى بالجامعة، كما درَّس في الجامعة العالمية للعلوم الإسلامية بلندن، وكان من دعاة التقريب بين المذاهب. وبعد التقاعد أقام في مدينة الدمام بالسعودية، وكان له احترام عند الشيعة هناك، فقد كان وكيل محمد باقر الصدر، ثم وكيل خامنئي في السعودية، وشارك في نشاطات ثقافية هناك. توفي يوم الاثنين ٢٨ جمادي الأولى،

من كتبه المطبوعة: ثورة الحسين عليه السلام، في انتظار الإمام، مشكلة الفقر، لماذا اليأس، دليل النجف الأشرف، دراسات في الإعراب، القراءات القرآنية، خلاصة النحو، قراءة ابن كثير وأثرها في الدراسات النحوية، تاريخ التشريع الإسلامي، الشيخ المفيد مؤسّس المدرسة الأصولية الإمامية، فهرست الكتب النحوية المطبوعة، مراكز الدراسات النحوية، المسؤولية الخلقية في فكر الدكتور محمد إقبال، تحقيق التراث، نحو أدب إسلامي. وله كتب أحرى كثيرة أوردتها في (تكملة معجم المؤلفين)(١).

(١) المنتخب من أعلام الفكر ص٢٩٩، معجم المؤلفين والكتاب العراقيين ٢٠٤/٥، معجم المؤلفين العراقيين

# عبدالهادي محمد توفيق الباني (3771-7731 = 7191-11.79) شيخ صوفي نقشبندي.



من دمشق. تخرَّج في دار المعلمين، ثم في كلية الحقوق، ونال شهادة الاختصاص في الحقوق العامة. أخذ عن الشيخ محمد أمين كفنارو، ثم لازم الشيخ محمد أمين شيخو، وعمل مدرِّسًا في المدارس الابتدائية، ثم مديرًا لمدرسة طارق بن زياد. ولازم عددًا من أكابر الشيوخ، وقد استقلَّ بطريقته في التربية والسلوك الصوفي بجامع الكنابي في حى المهاجرين بدمشق، بعد وفاة شيخه سنة ١٣٩٣هـ، وأمضى في الإرشاد (٤٦) عامًا، وصار له تلامذة، وكان يعطى في الأسبوع درسين في الدين، في يومى الخميس والجمعة، ويقول في أحاديثه: حدَّثني قلبي... الخ.

توفي يوم الثلاثاء ٢٢ جمادي الأولى، ٢٥



مسجد الكناني الذي كان يدرِّس فيه الشيخ عبدالهادي الباني

٢/٢٥٧/٢ الموسوعة الحرة ٢٠١٣/٤/٨م.

عبدالهادي محمد الجواد العصامي (۱۳۲۷ – ۱۹۷۸ هـ = ۱۹۰۹ – ۱۹۷۸ م) كاتب ومحرر صحفى، عرف باسم «هادي العصامي».

له: التفسير الفريد للجزء الثلاثين من

القرآن الجحيد. إضافة إلى مؤلفات أخرى

وبحوث فقهية وشرعية(٢).



آخر من تسلم عمادة الأسرة العصامية العلمية في النجف، وفيها نشأته ووفاته، وأصلهم من حائل بالسعودية. تتلمذ على والده، وقرأ على هادي الصائغ ومحمد جواد الجزائري. نشر أبحاثه في المحلات النجفية كافة وفي مجلات عربية. أصدر مجلة «الشعاع»، وهي علمية أدبية، عاشت بين ١٣٦٨ - ١٣٧٠ه. ونظم الشعر.



عبدالهادي محمد الجواد العصامي أصدر مجلة (الشعاع)

(٢) موسوعة الأسر الدمشقية ١/ ٥٣٥، موقع شام سات، منتديات الغريب (إثر وفاته)، جريدة الثورة ١١/٤/٢٩م. وهو شقيق (عبدالرحمن) و (محمد بشير). وفي «الموقع الثقافي الإسلامي» موضوع: الرد الشرعي على محمد أمين شيخو وتابعه عبدالهادي الباني.

من مؤلفاته: أرجوزة في الصوم والاعتكاف والخمس/ محمد الحسني البغدادي النجفي (تحقيق)، النجف الأشرف (عدد خاص من محلة «العدل» السنة  $\Upsilon$ ، ح  $\Upsilon$  –  $\Upsilon$ ) (بالمشاركة).

وله كتب خطية كثيرة، منها: العدل في الإسلام، الحقائق في تاريخ الأمة العربية، ديوان شعره، قطرات قلب (نثر فني)، توجيه الفرد والأمة، من أشعة العدل الاجتماعي في الإسلام، من وحي الشيطان (في النقد الاجتماعي)، وله غيرها ذكرت في (تكملة معجم المؤلفين)".

عبدالهادي محمد الربيعي ( ۱۳۲۰ – ۱۹۱۱ه = ۱۹۱۱ – ۱۹۹۰م) لغوي وتربوي أديب.



ولد في مدينة الأبيار القريبة من بنغازي بليبيا. حصل على إجازة التدريس الخاصة، وإجازة في اللغة العربية من الجامعة الليبية، درّس في عدة مدن. شارك في الكتابة بالدوريات والإذاعة، وفي عدد من الندوات والمؤتمرات الأدبية والتربوية. مات يوم ١٠ ربيع الأول ٦ آب (أغسطس).

له مؤلفات معظمها مدرسية، هي: من قواعد اللغة، قلوب معذبة، التمهيد في النحو (٣ ج)، النحو، الدراسات اللغوية،

 (۱) موسوعة أعلام العراق ٣/ ٢٧٤، معجم المؤلفين العراقيين ٢/ ٢٥٦، المنتخب من أعلام الفكر ص٠٠١.

النحو والصرف، المقاومة ودورها. وله من المخطوط: القافلة (شعر)، البدر المكنون، شرود، قصائد تمثل الأدب الرمزي، صخرتي وشبابي، الشتاء والأكواخ، قيثارة المساء (خ)(٢٠).

# عبدالهادي محمد رضا محبوبة (۱۳۳۷ - ۱۶۲۲ه = ۱۹۱۸ - ۲۰۰۱م) باحث أكاديمي.

ولد في النجف من أسرة شيعية. حصل على الدكتوراه في الآداب من جامعة القاهرة. عين في مناصب عديدة، منها: نائب رئيس جامعة بغداد، رئيس جامعة البصرة. نشر بحوثه في دوريات متخصصة. وهو زوج الشاعرة نازك الملائكة.



عبدالهادي محبوبة رأس جامعة البصرة

من كتبه: آل سبكتكين كما تحدث عنهم نظام الملك في مؤلفه كتاب السياسة (مع آخرين)، المجتمع العربي بين الكمية والكيف، الحركة العلمية في المائة الخامسة المحرية، النمو الصوتي، الأدب العراقي في المناذرة، الطلاب الثلاثة، العلاقات السياسية بين السلاحقة والخلافة العباسية (٢).

# عبدالهادي بن محمد صالح الموصلي (٠٠٠ - ١٩٧٩هـ = ٠٠٠ - ١٩٧٩م) خطّاط بارع.

من بغداد. أكمل دراسته المتوسطة. أخذ الخط عن أبيه حتى نبغ، وصار من ألمع الخطاطين بالأصباغ والحروف الكبيرة والإعلان التجاري، وكانت له براعة في ضبط الحروف والكتابة المعكوسة على الزجاج. وأجاد الرسم أيضًا. زيَّن محلات بغداد التجارية ودوائرها الرسمية بخطوطه البهيجة أكثر من ثلاثين سنة (أ).

عبدالهادي محمود الطويل (۱۳۲۷ – ۱۹۱۰ه = ۱۹۰۹ – ۱۹۹۰م) أديب شاعر.



ولادته في قرية بيبان التابعة لمحافظة البحيرة عصر. حفظ القرآن الكريم، وحصل على أولية التعليم مبكرة، ثم تنقَّل مدرسًا في عدَّة مدارس، وعمل ناظر مدرسة، ورئيسًا للمركز الثقافي بمركز كوم حمادة، وكان عضوًا بجماعة الإخوان المسلمين بين ٦٦ حضوًا بجماعة الإخوان المسلمين بين ٦٦ والأدبية، وشارك في المناسبات. وأطلق عليه لقب: شاعر الريف.

له قصائد عديدة منشورة في دوريات مصر وغيرها، وله مؤلفات مخطوطة، منها: سلافة (مختارات في الأدب واللغة)، الروض الأريض في أحاسن القريض، مجمع الأحاديث لسيد الرسل محمد صلى الله عليه وسلم، عرائس النيل (ديوان شعر)(٥).

<sup>(</sup>٢) معجم الأدباء والكتاب الليبيين ١/ ١٤٣.

<sup>(</sup>٣) معجم رجال الفكر والأدب ٣/ ١١٥٥، موسوعة أعلام العراق ٢/ ١٥٤، معجم المؤلفين العراقيين ٢/ ٣٥٨.

<sup>(</sup>٤) أعيان الزمان وجيران النعمان ص٢٧٣.

<sup>(</sup>a) معجم البابطين لشعراء العربية.

عبدالهادي مصطفى الطيب (١٣٥٨ - ١٤٣١ ه = ١٩٣٩ - ٢٠١٠م) كاتب ومحرر صحفى ومشرف لغوي.



من فلسطين، سكن الرياض منذ مدة طويلة، وارتبط بصحيفة الجزيرة لمدة أربعين عامًا، فكان مشرقًا على قسم التصحيح اللغوي، وقد عملت فيها مصححًا آنذاك (٢٠٠١هـ)، وكنا نتندَّر بورقة الاختبار التي يقدِّمها للمصححين، لتكرارها و لما فيها من عبارات... ثم تعدَّدت خدماته بها، فكان محررًا لعدد من الصفحات، ومشرقًا على صفحة الرأي، أو وجهات نظر.

له مقالات كثيرة في «الجزيرة» و «المسائية» وفي صحف سعودية أخرى، وأسلوبه لطيف، ممزوج بشيء من السخرية مع متعة القراءة، وقد جمع مقالات له ونشرها في كتاب بعنوان: اللقافة في الصحافة والثقافة (١).

# عبدالهادي بن هاشم هاشم ۱۳۳۰ – ۱۹۱۸ ه = ۱۹۱۲ – ۱۹۸۸م)

باحث لغوي تربوي.

من أسرة دمشقية. حصل على إجازة في علوم اللغة من كلية الآداب بجامعة السوربون، إضافة إلى إجازات عدة في اللغات السامية، والمدنية الإسلامية من باريس وجنيف. عينته اليونسكو خبيرًا ثقافيًا للمعارف بليبيا، وحاضر في فقه

(۱) الجزيرة ع ۱۳۷۸۷ (۲۱/۷/۱۳۱۱هـ)، وع ۱۳۸۱۸ (۱۷/۸/۱۲۲۱هـ).

اللغة بكلية الآداب في جامعة دمشق، وعين رئيسًا للجنة التربية والتعليم، وأمينًا عامًا في وزارة المعارف، ومديرًا لدار الكتب الظاهرية، ثم رئيسًا لتحرير الموسوعة الفلسطينية، التي عليها ملحوظات كثيرة، ومعاونًا لوزير الثقافة، وكان أحد أعضاء بحمع اللغة العربية بدمشق، وعضوًا في هيئة تحرير مجلة «التراث العربي». وكان له نشاط كبير في مجال اللغة العربية، ونشر بعض كبير في مجال اللغة العربية، ونشر بعض في عدة مؤتمرات إقليمية وعالمية. توفي في عدة مؤتمرات إقليمية وعالمية. توفي في الموافق ٨ كانون الثاني (يناير).

صدر فيه كتاب: عبدالهادي هاشم: سيرته وآثاره ومآثره/ شاكر الفحام.

وله آثار علمية، منها تعليقه على «الجامع في أخبار أبي العلاء المعري وآثاره» لمؤلفه محمد سليم الجندي. ولعل له مصنفات أخرى لم أتمكن من معرفتها(١).



عبدالهادي هاشم رأس تحرير (الموسوعة الفلسطينية)

من محافظة الدقهلية بمصر، مجاز من قسم النحت بكلية الفنون الجميلة في القاهرة، ونال درجة الأستاذية من أكاديمية سان فرناندو للفنون الجميلة بمدريد، وعمل مدرساً للنحت في كلية الفنون، أنجز تمثال طه حسين، ونصباً تذكارياً للفلاح بإسبانيا، ومقتنيات رسمية في مصر وروما وإيطاليا والسبانيا، ومقتنيات خاصة لدى الأفراد في عدة دول، ونال جوائز، وشارك في معارض عدة دول، ونال جوائز، وشارك في معارض فنه، وقال في لقاء معه: «لو لم أمارس مهنة فنه، وقال في لقاء معه: «لو لم أمارس مهنة النحت كنت سأدخل النار»!! قال: «لأن تفوق إنساني يجب المحافظة عليه...». توفي تقوق إنساني يجب المحافظة عليه...». توفي

عبدو بن زیّان (۱۳۲۶ - ۱۶۳۳ هـ = ۱۹۶۱ - ۲۰۱۱م) إعلامي. عُرف باسم (عبدو. ب).



 (٣) موقع قطاع الفنون التشكيلية بوزارة الثقافة المصرية (إثر وفاته)، شبكة محيط ٢٠١٣/٨/٢٧م، الحياة ٣١ يوليو
 ٢٠١٢م.

عبدالهادي الوشاحي (١٣٥٥ – ١٤٣٤ه = ١٩٣٦ – ٢٠١٣م)

(۲) عالم الكتب مج ۹ ع ۲ (شوال ۱٤٠٨هـ)، مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق مج ٦٣ ج ۲ (شعبان ١٤٠٨هـ) ص٥٠٠٥، موسوعة الأسر الدمشقية ٢/ ٧٥١، معجم المؤلفين السوريين ص٥٢٢٠.

ولادته في مدينة بريكة بولاية باتنة الجزائرية، بدأ صحفيًا في مجلة الجيش، وامتهن النقد في المجال السينمائي والتلفزيوني، وتسلَّم إدارة التلفزيون بداية التعددية السياسية والإعلامية في البلاد، وأحدث فيه ثورة حقيقية، وكتب مقالات دورية، وقدَّم إسهامات وحوارات لمختلف الجرائد والجلات، ورأس تحرير مجلة (الشاشتان) يعني السينما والتلفزيون، وعمل في أسبوعية (الثورة الإفريقية)، وكان صاحب عواميد في الصحف، وآخر مناصبه مستشار لدى المحلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي في إطار الجلسات الوطنية المجلية. وكانت وفاته إلى آخر السنة الميلادية، لا صفر (۱۱).

عبدو علام (۱۳۳۱ – ۱۶۱۸ ه = ۱۹۱۲ – ۱۹۹۷م) (تکملة معجم المؤلفين)

**عبدو موسی مسُّوح** (۱۳۲۰ – ۱۲۲۱ه = ۱۹۲۱ – ۲۰۰۰م) طبیب شاعر.



من حمص بسورية. تخرَّج طبيبًا في كلية الطبّ بجامعة دمشق، وحصل على شهادة الإدارة العليا، عمل طبيبًا، ورئيسًا للدائرة الطبية بالشركة السورية لنقل النفط في

 (۱) صحيفة الخبر ۲۰۱۲/۱/۲۰م، موقع لام ألف: مدونة الخبر شوار (إثر وفاته) وإضافات.

ما دیستی صبحی همیّهٔ دسّتهای از از برخاها دوّی انجینو کر وَق الْمَوْ الْمَوْ الْمُلَّ الْمَوْلِينَ الْمُولِينَ اللّهِ الْمُولِينَ الْمُولِينَ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّ

عبدو مسوح (خطه)

حمص حتى تقاعده، وكان عضوًا مشرفًا على جريدة «حمص» أكثر من عشر سنوات، التي تنشرها الطائفة الأرثوذكسية، وأمين سرّ فرع اتحاد الكتاب العرب بحمص لأربع سنوات. نشر نتاجه في دوريات سورية ولبنانية، ونال لقب «شاعر الجامعة السورية» طول مدة دراسته بها. ومات في شهر كانون الأول.

له من المطبوع ديوان: سُبحة من ينبوع. إضافة إلى خمسة دواوين مخطوطة<sup>(٢)</sup>.

عبدالواحد أحمد بصيلة (۰۰۰ - بعد ه ۱٤۰٥ هـ = ۰۰۰ - بعد ۱۹۸۵م) (تكملة معجم المؤلفين)

عبدالواحد أحمد كمبال (۱۳۲۹ – ۱۹۲۹هـ = ۱۹۶۹ – ۲۰۱۱م) صحفي إعلامي.



من السودان. حصل على دبلوم في التربية من الجزائر، عمل صحفيًا متدربًا في دار روز

(٢) معجم المؤلفين السوريين ص٤٨٤، دليل أعضاء اتحاد الكتاب ص١٠٩٣، معجم البابطين ٣/ ٤٦٥.

اليوسف ومؤسَّسة الأهرام، وأكمل تدريبه في معهد طومسون البريطاني. عاد إلى السودان ليتنقل بين عدد من المنابر الإعلامية والمحدف،

ثم سافر إلى قطر ليعمل في مجلة الدوحة، كما عمل رئيسًا لقسم البرامج والأخبار في التلفزيون السوداني، ورئيسًا لقسم الأخبار في تلفزيون قطر، كما عمل في العديد من الصحف المغربية، وغطًى تظاهرات عربية ودولية، وخاصة القمم العربية والإسلامية، فضلًا عن الأحداث الكبرى، كالحرب فضلًا عن الأحداث الكبرى، كالحرب الأهلية في السودان، والحرب العراقية الإيرانية وغيرها. وقد استقرَّ به المقام في المرض ليموت في الرباط، وكان قد اختار المغرب مكانًا لإقامته. توفي في شهر ربيع المؤول، فبراير (").

عبدالواحد أحمد المظفر (۱۹۰۰ - ۱۳۹۸ه = ۲۰۰ - ۱۹۷۸م) (تكملة معجم المؤلفين)

**عبدالواحد الأنصاري** (۱۳۲۶ – بعد ۱۶۲۰۹ = ۱۹۰۱ – بعد ۲۰۰۰م؟) (تكملة معجم المؤلفين)

عبدالواحد بن حسن الخنيزي (١٣٤٥ - ١٩٢١ه = ١٩٢٦ - ١٩٨١م) (تكملة معجم المؤلفين)

عبدالواحد خيري (۲۰۰۰ – ۱۶۳۳ ه = ۲۰۰۰ – ۲۰۱۲م) (تكملة معجم المؤلفين)

(٣) وكالة أنباء المغرب (إثر وفاته).

عبدالواحد عبدالبديع عبدالواحد (۱۴۲۰ – ۲۰۰۱ه = ۲۰۰۰ – ۲۰۰۱م) (تكملة معجم المؤلفين)

عبدالواحد عزيز (١٣٥٠ - ٢٠٤١ه؟ = ١٩٣١ - ١٩٨٢م) طل.



ولد في مدينة البصرة، بدأ حياته الرياضية عام ١٣٧٠ه، وفي العام التالي استقرَّ في رياضة رفع الأثقال. شارك في بطولات عربية وعالمية عديدة، ونال المركز الأول والميدالية الذهبية في فعالية وزن المتوسط بعد تحقيق مجموعة قدرها (٣٦٢،٥) كغ في الدورة العربية الثانية ببيروت عام ١٣٧٧هـ (١٩٥٧م)، كما احتل مركز الرباع الوحيد في آسيا والشرق الأوسط الذي يوصف بحاجز ال(٣٦٠) كغ ضمن فئة الخفيف، ونال المركز الثالث في بطولات رفع الأثقال العالمية، وكانت أفضل نتيجة لرباع عراقي، كما تمكن من تحقيق الوسام الأولومبي الوحيد للعراق في دورة أولمبية بروما عام ۱۳۸۰ه (۱۹۹۰م) عندما حقق أفضل أرقامه برفعه مجموعة قدرها (٣٨٠) كغ(١).

عبدالواحد علام

(۰۰۰ – بعد ۱۶۲۰ه = ۰۰۰ – بعد ۲۰۰۰م)<sup>(۲)</sup> بلاغی وناقد أدبی.

من مصر. نال درجة الدكتوراه من قسم البلاغة والنقد الأدبي بكلية دار العلوم

(٢) وقبل ١٤٢٤هـ.

في جامعة القاهرة عام ١٣٩٤ه، ثم كان أستاذًا بالجامعة نفسها، وبجامعة أم القرى في مكة المكرمة.

له من الكتب: اتجاهات نقد الشعر في مصر ١٩٤٠ – ١٩٩٥م، مع الإشارة إلى أن عنوان رسالته في الدكتوراه: اتجاهات نقد الشعر في مصر منذ الحرب العالمية الثانية. ورسالته في الماجستير: النقد الأدبي في مصر والشام في النصف الثاني من القرن التاسع عشر.

وله أيضًا: محاضرات في البلاغة العربية، البديع: المصطلح والقيمة، قضايا ومواقف التراث النقدي، مدخل إلى الأدب المقارن، دعوة إلى شعر العقاد ومقالات أخر.



عبدالواحد بن علي بن عبدالله (۱۳۱۱ – ۱۶۱۱ه = ۱۸۹۳ – ۱۹۹۱م) عالم.

من الرباط. درّس على العلماء، ثم تصدَّى للتدريس في مساجد العاصمة، وفي دار الحديث الحسنية محتسبًا، كما ساهم في الدروس المولوية الحسنية الرمضانية بالقصر الملكي، وقد اضطهده الفرنسيون وسجنوه. وذكر أنه كان له شغف بالطرب الأندلسي. مات يوم الأحد ١٤ رمضان، ٣١ مارس. طبعت له رسائل ثلاث (لعلها مع بعضها البعض) هي: الفارق بين المصنف والسارق، المنهاج المستقيم في الاعتصام والسارق، المنهاج المستقيم في الاعتصام بحبل الله العظيم، الحجة الواضحة البرهان

في أن العارف التجاني لم يفضل صلاة الفاتح على القرآن!

وطبع له أيضًا: القوانين المختارة للمارّ بالميقات مقدمًا الزياة، القول الحميد في تعظيم القرآن الجيد، الإقناع بالدفاع، إعلام المسلمين بالحجة والبرهان لنقض ما في كلام الزمزمي ابن الصديق من الزور والبهتان (٣).

عبدالواحد بن كاظم الهلالي (۱۳٤٧ - ۱۹۲۰ه = ۱۹۲۸ - ۱۹۹۹م) (تكملة معجم المؤلفين)

# عبدالواحد بن محمد العلوي المدغري (١٣٢٦ – ١٣٩٧ه = ١٩٠٨ – ١٩٧٦م)

(۱۳۲٦ - ۱۳۹۷ه = ۱۹۰۸ - ۱۹۷۱م) عالم مشارك. ولد في مدينة مدغرة بالمغرب، درس علوم

ولد في مدينة مدعره بالمعرب، درس علوم الشريعة واللغة بجامعة القرويين، ونال العالمية من القسم الأدبي، ثم كان أستاذًا بها، كما عمل قاضيًا في أحواز الدار البيضاء، وتولَّى رئاسة المجلس الإقليمي الأعلى للاستئناف باللدار البيضاء، وعمادة كلية الشريعة باللدار البيضاء، وعمادة كلية الشريعة بمدينة فاس، ورئاسة المجلس العلمي بالمدينة المذكورة، وكان عضوًا في لجنة تدوين الفقه الإسلامي، وله قصائد شعر. توفي في ١٧ جمادى الآخرة (١٠).

عبدالواحد محمد غنيم (۱۳۳۰ - ۱۹۱۱ه = ۱۹۱۱ - ۱۹۸۱م) (تكملة معجم المؤلفين)

عبدالوارث سعيد = عبدالواحد مبروك سعيد

<sup>(</sup>١) الموسوعة الحرة ١١/١/٣، ٢م.

<sup>(</sup>٣) معلمة المغرب ١٧/ ٩٩١٣.

<sup>(</sup>٤) موسوعة أعلام المغرب ٩/ ٣٤٦٩، معجم البابطين لشعراء العربية.

عبدالوارث عبدالمنعم الحداد (۱۳۵۳ - ۱۹۲۰ ه ؟ = ۱۹۳۲ - ۱۹۹۹م) أديب وناقد إسلامي.



ولد في كفر سعد من أعمال دمياط، حصل على الثانوية الأزهرية، ثم الدكتوراه في اللغة العربية من جامعة الأزهر، أستاذ ورئيس بجامعات السعودية وماليزيا، أستاذ ورئيس قسم الأدب والنقد بكلية اللغة العربية في جامعة الأزهر فرع المنصورة. تطوع في حرب من مؤلفاته: الإسلام والشعر، من إشراقات سورتي الأنفال والفتح، من صحائف النقد الأدبي القديم: عصر صدر الإسلام، طاقة زكية من نصوص أدبية، علم العروض، المسرحية الشعرية في أدبنا المعاصر (ماجستر)، طه حسين ناقدًا (دكتوراه)(۱).

عبدالوارث عسر = محمد عبدالوارث بن على عسر

عبدالوارث مبروك سعيد (۲۰۰۰ – ۱٤۲۹ه = ۲۰۰۰ – ۲۰۰۸م) داعية وكاتب إسلامي نبيل.



(١) موقع المترجم له، بتاريخ ٢٢/٨/٢٢ هـ.

من مصر. حفظ كتاب الله تعالى، وكثيرًا من الأحاديث النبوية الشريفة، انتظم في صفوف جماعة الإخوان المسلمين، وكان من الرعيل الأول فيها. عمل أستاذًا بمركز اللغات في جامعة الكويت لتدريس اللغة العربية، ومشرفًا على وحدة اللغة العربية، وقد أمَّ وخطب في مسجد الجامعة سنوات متطوعًا، كما خطب باللغة الإنجليزية في مسجد العثمان بجوار مجلس الأمة، وأعطى العديد من الدروس في تفسير القرآن الكريم وتجويده، وفي السكن الجامعي كان شعلة نشاط، يعطى دروسًا دينية، ويعقد مسابقات ولقاءات اجتماعية، وينظم حفلات الإفطار، ويجمع الصائمين للتهجُّد والقيام، وساهم في تأسيس لجنة التعريف بالإسلام هناك، وعمل عضوًا بمجلس إدارتها نحو عشر سنوات، إلى أن غادر الكويت إلى أمريكا للتدريس بالجامعة الإسلامية الأمريكية. وكانت الدعوة إلى الله تعالى شغله الشاغل، بين العرب والحاليات الأجنبية، يخطب للجمعة في مساجد، ويمشي مع الناس لقضاء حوائجهم وتلبية طلباتهم، وأهل بيته من أكرم الناس ضيافة، ويحافظ على صلاة الجماعة أشد الحرص، ويحث الناس عليها، ويكون أول الداخلين وآخر من يخرج، ومن أنصار حماية العربية

ومن مؤلفاته وترجماته: أسلمة المعرفة: المبادئ العامة وخطة العمل/ إسماعيل راجي الفاروقي (ترجمة)، الأصولية في العالم العربي/ ريتشارد هرير دكمجيان (ترجمة وتعليق)، تيسير التجويد (طبع طبعات كثيرة)، اللسان العربي: الهوية — المخرج، كيف تدخل الإسلام/ وزارة الأوقاف بالكويت (ترجمة)، العربية للمسلمين الناطقين بالإنجليزية، قصة حياة للمسلمين الناطقين بالإنجليزية، قصة حياة

الفصحى وتعميمها، وأسلمة المعرفة،

وتعريب العلوم وأسلمتها مات في شهر

رمضان بالقاهرة، رحمه الله.

الإمام البنا: رجل أيقظ أمة(٢).

# عبدالوارث محمد عبدالوارث (۰۰۰ – ۲۰۰۱م) (تکملة معجم المؤلفين)

# عبدالواسع سعید عبده (۱۳۷۰ – ۱۲۲۱ه = ۱۹۵۱ – ۲۰۰۰م) شاعر قاص.

ولادته في مدينة صبيا بمنطقة جازان جنوب السعودية. حصل على دبلوم الدراسات الصحية بجازان، الصحية بجازان، وعمل مشرفًا صحيًّا، ومديرًا للعلاقات العامة والإعلام الصحي بمستشفى صبيا العام، وكتب في الصحف والمحلات القصة والمقالة الاجتماعية. توفي يوم الأحد ٢٥ شوال، ٢٧ نوفمبر.

له ديوانا شعر مطبوعان: دوائر الصمت، الانكسار.

وعدة دواوين مخطوطة، منها: من وطن الشعر، المسافة للقمر.

وله مجموعة قصصية عنوانها: الليل. وأخرى طويلة: مرتفعات السراة. ومسرحية شعرية متداولة: الحجّاج. وكلها مخطوطة على ما يبدو<sup>(٢)</sup>.

# عبدالوالي فاضل المومني (۱۳۲۰ - ۱۲۲۰هـ = ۱۹۶۱ - ۱۹۹۹م) طبيب متخصص، حزبي، محرر صحفي.



(۲) المجتمع ع ۱۸۱۹ (۲۰۱۸/۸/۱۳م)، وع ۱۸۲۲ (۱۰/۱۰/۱۰). (۳) قاموس الأدب والأدباء ۱۰۳۲/۲.

ولد في قرية عبلين التابعة لعجلون في الأردن. حصل على تخصص في طبّ النساء والولادة من براغ، عاد ليعمل في مستشفى البشير، وانتخب عضوًا في المجلس الأردني لفحص أطباء الامتياز. وهو مؤسّس «حزب العطني الأردني» الذي اندمج مع "حزب الوطني الأردني» الذي اندمج مع نشاطات أخرى. مات في ٨ شعبان، مع نشاطات أخرى. مات في ٨ شعبان، ١٦ تشرين الأول.

له بحوث، وبرنامج تلفزيوني (الموسوعة الطبية) ١٠٠ ساعة، بثته معظم محطات التلفزيون العربية(١).

عبدالوحيد الرحماني (۱۹۱۸ - ۱۹۱۸ه = ۲۰۰۰ – ۱۹۹۸م) (تكملة معجم المؤلفين)

عبدالوحيد عبدالحق السلفي (١٣٤٣ - ١٤١٠ه = ١٩٢٤ - ١٩٨٩م)

أمير جمعية أهل الحديث، أمين عام الجامعة السلفية ببنارس في الهند.

ولد في «مدنفوره» ببنارس، في أسرة علمية محافظة، وتلقى دراسته الدينية والعصرية على أيدي مجموعة من كبار العلماء هناك. تولَّى الأمانة العامة للجامعة الرحمانية في مدينة بنارس، التي أنشأها جدُّه، وبقي أمينًا لها ما يقارب سبعةً وثلاثين عامًا. وكانت من أشهر المدارس السلفية في الهند. كما اختير أمينًا عامًا للجامعة السلفية عند تأسيسها (١٣٨٣ه) وظلَّ في منصبه إلى أن توفاه الله تعالى. كما اختير أميرًا لجمعية أهل الحديث بالهند قبل عقدٍ من الزمن، حتى وفاته في ٢٦ ربيع الآخر. قدَّم أعمالًا جليلة ودافع عن قضايا(٢).

(۱) من هو ۱۱/ ۱۸۱۰

(۲) الفرقان ع ۱۳ س۲ (جمادی الآخرة ۱٤۱۰هـ)، الخیریة
 (الکویت) جمادی الآخرة ۱۱۰هـ، صوت الأمة (الحند)
 رحب ۱۶۱۰هـ، البعث الإسلامي مج ۳۶ ع ۱۰.



عبدالوحيد السلفي اختير أمينًا عامًا للجامعة السلفية منذ إنشائها وحتى وفاته

## عبدالوحید بن نور أحمد (۱۳۳۰ - ۱۹۲۰هـ = ۱۹۱۵ - ۲۰۰۰م)

فاضل عابد، مفهرس.

ولد في قرية قريبة من فيصل آباد بباكستان، انتقل مع والدته إلى كشمير وهو صغير، نال الشهادة الجامعية من كلية سرينغار، ثم شهادة المحاماة، إلا أنه تركها لما فيها من خداع وكذب. قبل في وظيفة حكومية لكنه فصل منها لعدم توقيعه على الطاعة لقوانين فصل منها لعدم توقيعه على الطاعة لقوانين وبعد محاكمة طويلة له — في باكستان — وبعد محاكمة طويلة له — في باكستان — فصله الستًا! وكان ملازمًا للقرآن الكريم، فصله الستًا! وكان ملازمًا للقرآن الكريم، قراءة وتدبرًا، يحيي الليل، ويساعد الناس. مات يوم الخميس ١٤ شوال.

ترك مسوَّدة كتاب جليل بقي في إعداده (١٧) عامًا، ونشر بعد وفاته بعنوان: المعجم المفهرس لكلمات القرآن الكريم (٢٠).







من مواليد قرية ميت عفيف التابعة لمركز الباجور في محافظة المنوفية. حفظ القرآن الكريم، ونال العالمية والماجستير من جامعة الأزهر، والدكتوراه من كلية الدراسات الشرقية بجامعة البنجاب في باكستان، ووثق شهادته من جامعة كمبردج بلندن، وكانت حول الأصول الفكرية لحركة المهدي بالسودان ودعوته. وبدأ سكرتيرًا للشيخ محمود شلتوت، ثم عمل بمكتب شيخ الأزهر عبدالحليم محمود، ثم كان أمينًا عامًا مساعدًا لجمع البحوث الإسلامية، ثم أمينًا عامًا للجنة العليا للدعوة الإسلامية بالأزهر، وعمل محاضرًا في العديد من الدول الإسلامية، مثل باكستان وقطر والإمارات والكويت وماليزيا وبريطانيا وأستراليا، ثم عمل مديرًا للمركز الإسلامي بمدينة سيدني في أستراليا، وقد رأس تحرير محلة الأزهر في عهد الشيخ عبدالحليم محمود، وعمل مستشارًا للاتحاد الدولي للبنوك الإسلامية، وكرِّم من الدولة والأزهر، ومن مشيخة الطريقة العزمية. وتوفى في ١٦ جمادى الأولى، ٢١ أيار (مايو).

(٣) وترجمته من مقدمته.

القاهرة، أستاذ بمعهد الإدارة في الرياض، محام بمحكمة النقض. توفي يوم ٧ صفر،

عبدالودود عبدالرحمن يحيى رأس «جامعة القاهرة

فرع الخرطوم»

أثر تطبيق نظام التأمينات الاجتماعية على

التدابير الخاصة للضمان الاجتماعي، حوالة

الدين، دروس في النظرية العامة للالتزامات:

أحكام الالتزام - آثار الالتزام وأوصافه،

دروس في النظرية العامة للالتزامات: مصادر

الالتزام، المدخل لدراسة القانون: ملخص

محاضرات، التأمين على الحياة، دروس في

قانون الإثبات، أحكام قانون الأسرة لغير

المسلمين المصريين، الموجز في النظرية العامة

عبدالودود يوسف

اسمه الكامل: عبدالودود محمد يوسف

للالتزامات.

برغوث.

داعية وروائي إسلامي.

من عناوين مؤلفاته التي وقفت عليها:

۲۸ آذار (مارس)،





عبدالودود شلبي كان رئيسًا لتحرير مجلة الأزهر... ومديرًا للمركز الإسلامي بمدينة سيدني

وله مؤلفات عديدة، منها: عرب ومسلمون للبيع، كيف أرى الله، القرآن يتحدى، الإسلام والغرب، حوار صريح بين عبدالله وعبدالمسيح، رسالة إلى البابا بولس السادس، كلنا إخوة: شيعة وسنة، حتى لا نخدع، جنرالات تركيا لماذا يكرهون الإسلام، السفور والحجاب، حول العالم الإسلامي في ثلاثين عامًا، التزوير المقدَّس، لماذا يخافون الإسلام، أفيقوا قبل أن تدفعوا الجزية. وله مؤلفات أخرى ذكرت في (تكملة معجم المؤلفين)(١).





ولد في يافا، تلقَّى علومه في الأزهر وفي معهد القراءات، ومن شيوخه هناك المقرئ المشهور عامر السيد عثمان، تلقى عنه القراءات العشر الصغرى من طريقي الشاطبية والدرَّة، عاد إلى عمَّان ليدرِّس، ثم إلى ليبيا، ودرَّس التجويد في الجامعة الأردنية حتى وفاته، وفي مسجدي أبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب رضى الله عنهما بالزرقاء. وكان متمكنًا من إعراب القرآن الكريم. توفي يوم ٢٢ ربيع الآخر، ١٢ كانون الأول.

له: مدخل إلى علم التجويد، التقوى(٢).

# عبدالودود شلبي = عبدالودود إبراهيم

عبدالودود عبدالرحمن يحيى ( . . . - 0731 = . . . - 4 . . 74) حقوقي.



الحقوق في جامعة القاهرة، رئيس جامعة القاهرة فرع الخرطوم، نائب رئيس جامعة (٢) منة الرحمن ص١٤٨، منتدى البحوث والدراسات

(3771 - A.31a = 3181 - VAP1a) من مصر. أستاذ القانوني المدني بكلية

القرآنية (١٤٣٠هـ).



من مدينة حمص بسورية، نعل علومه الشرعية من مساجدها ومدارسها الشرعية،

(١) المحتمع ع ١٨٥٨ (رحب ١٤٣٠هـ) ص٣٦، الموسوعة الحرة (صفر ١٤٣١هـ).

عبدالودود أحمد الزراري

وكان ديئًا منذ نعومة أظفاره، ويحبُّ العمل الجماعي، فكان من شباب الأستاذ مصطفى السباعى زعيم جماعة الإحوان المسلمين بسورية. انتقل إلى دمشق لينال من جامعتها إجازة في التاريخ، ثم نال شهادة الماجستير من جامعة القاهرة، وأنجز رسالة الدكتوراه ولكنه تأخّر عن مناقشتها لانشغاله بالأعمال الدعوية والعلمية، إلى أن تمَّ اعتقاله. وقد عيِّن من قبل رئيس دائرة في المديرية العامة للآثار والمتاحف بدمشق، ثم معاون مدير مراقبة الأبنية الأثرية بها. وكان عضو اتحاد الكتاب العرب بدمشق، وقد عُرف عنه ثقافته الواسعة، مع حزم والتزام بدينه، وقوة في الحجة، وقدرة على التحليل والاستنتاج، وهمَّة كبيرة، وعمل دؤوب، وأدب إسلامي، وتنظيم وتربية، وجهاد ودعوة. وكانت شجاعته وفداءه لدينه يأبي إلا أن يتكلم ويتقدَّم، فكان أن اعتُقل عام ١٣٨٤هـ في أحداث الجامع الأموي عندما كان أمين الحافظ رئيسًا، حيث شُنَّت حملة اعتقالات واسعة طالت الكثيرين من الشباب المسلم، وفيها عاني المترجم له تعذيبًا نفسيًا وبدنيًا شديدًا، وخرج من السجن بعد عدة شهور وقد كسرت إحدى أضلاع صدره. وكان الاعتقال الثاني عام ١٤٠٠ه في عهد حافظ الأسد، في يوم الإضراب العام بسورية تضامنًا مع نقابة المحامين، حيث اتحم بالتنظيم والعمل على إسقاط الحكم، وبالفكر المعادي للسلطة ولحزب البعث، ونُقل إلى سجن تدمر الرهيب بعد إدخاله المستشفى مرتين نتيجة التعذيب، وانقطعت أحباره منذ ذلك الحين، ولا يعرف هل هو من بين الأحياء أم الأموات.

اهتم بالتاريخ الإسلامي خاصة، وألقى محاضرات كثيرة، في دمشق وفي مراكز ثقافية بالعديد من المحافظات، وكتب دراسات تاريخية وحقق مخطوطات...

# نے الع ارمہ الم

امنا ذعي الكرم البوعبال همد:

ارهو أن تعلوا مني هذه الداسة

تعبيراً عد هبي لكم وتعبراً لعلكم

الأصل . كما إرهوب ن كائ ذلات في

در صغم رو سطوف غلكم الكرة 
ان إسع لأيم منه و المهالمعند المئة المؤان عام المئة المؤان عام المئة المؤان المئة المؤان المئة المئة المئة المئة المؤان المئة المئة

## عبدالودود يوسف (خطه)

وله مؤلفات رائعة نافعة، منها: بناء الإسلام: دراسة أيديولوجية (ج۱)، تفسير المؤمنين (موجز، وقد نُقد)، ثورة النساء (رواية)، حكايات عن حكايات عن القرآن الصلاة (۲۰ جر)، حكايات عن القرآن (۱۰ جر)، كانوا همجًا، عقيدة اليوم الآخر: المحرِّك الدائم للإنسان المسلم، قادة الغرب يقولون: دمروا الإسلام أبيدوا أهله (صدر باسم مستعار: جلال العالم)، أهله (صدر باسم مستعار: جلال العالم)، في القرن السادس عشر: نظام الحكم وبنية في القرن السادس عشر: نظام الحكم وبنية المحتمع وسجلات المحكمة الشرعية بحماة (رسالته في الماجستير).

وثما تركه مخطوطًا: الجزء الثاني من (بناء الإسلام)، وهو: منهج الحياة، في عدة أجزاء، وبعض قصص الأطفال، وبعض الروايات، وتفسير المؤمنين (عرض موسَّع)، وحريق لبنان: لماذا؟، جوانب من ذكرياته (فترة سجنه الأولى)(١).



(۱) تراجم أعضاء اتحاد الكتاب ص١٢٣٩، معجم الروائيين العرب ص٢٨٤، ويكيبيديا الإخوان المسلمين (استفيد من موقعها في جمادى الآخرة ١٤٣٢هـ). وخطه من: حصول التهاني ١/ ١١٦٦.

عبدالوكيل الدروبي (١٣٣٣ – ١٤١٣ هـ = ١٩١٤ – ١٩٩٣م) شيخ جليل، عالم فاضل، كتبي.



ولد في حمص، ورحل إلى دمشق مارًا بالزبداني في القطار، فالتقى بالشيخ إبراهيم بن عبدالرحمن الغزي (ت ۱۳۷۰هـ) فأعجب به ولزمه وقرأ عليه. ومن مشايخه في دمشق الشيخ محمد الهاشمي، وأحمد بن حسن الصوفي (ت ١٣٧١هـ) وكان الأخير يدرِّس في جامع درويش باشا في حيّ باب الجابية، فقرأ عليه شرح الباجوري على جوهرة التوحيد. وكان المترجم له عالمًا فقيهًا شافعيًا متمكنًا، ورجلًا صالحًا صوفيًا شاذليًا، يحب الانزواء ولا يحب الظهور، ظريفًا، أنيس المحلس، محبوبًا بين الناس، لا يملُّ من حديثه. تولَّى إمامة جامع درويش باشا، وكانت له فيه غرفة يقيم فيها طوال النهار، فكانت تلك الغرفة مقصدًا للعلماء والزوار والمحبين. وكان يشتغل بتجارة الكتب في غرفته. وقد وصف لي عندما كنت طالبًا في كلية الشريعة، فذهبت إليه في غرفته المذكورة، واستأنست بحديثه العذب، ومعلوماته الوفيرة عن العلماء.. وما كان يحب المساومة على الكتب. واستفسرت منه عمن يقول إن الشيخ هاشم المحذوب (إمام جامع السنجقدار) يعرف بالشافعي الصغير، لعلمه وفقهه.. فقال: هناك كثيرون من العلماء يلقبون بهذا اللقب في هذا العصر.. وكان لقائي به في حدود سنة

١٣٩٧هـ. توفي ليلة السبت ٢٥ شوال(١١).



عبدالوكيل الدروبي. . كان إمام جامع الدرويشية

عبدالوهاب إبراهيم آشي (١٣٢٣ - ١٤٠٥ه = ١٩٠٥ - ١٩٨٥م) صحفي أديب.



ولد بمكة المكرمة، تخرَّج في مدرسة الفلاح، ثم اشتغل بالتدريس زمنًا طويلًا، وتخرَّج على يديه عدد من الأدباء والأساتذة ورجال الفكر. ثم عمل في أعمال متعددة، فكان رئيسًا لديوان التحريرات، ومفتشًا عامًا بوزارة المالية، فمديرًا عامًا بحا. وله كثير من المشاركات الأدبية والفكرية، فقد شارك في لجان فكرية وثقافية وتربوية وتعليمية، وشارك في الصحافة وتطويرها، وعمل رئيسًا لتحرير جريدة «صوت الحجاز»، وكتب في مختلف مجالات فنون الأدب

 (١) أعد الترجمة الأستاذ عمر النشوقائي ما عدا حديثي عنه. وصورته من موقع نسائم الشام.

شعرًا ونقدًا ومقالة ودراسات أدبية ونقدًا اجتماعيًا، كما شارك في تأسيس نادي مكة المكرمة الثقافي. وحضر أول مؤتمر للأدباء السعوديين في مكة المكرمة، وأول مهرجان لمنح جائزة الدولة التقديرية للأدب في الرياض.



عبدالوهاب آشي رأس تحرير «صوت الحجاز»

ومن أعماله المطبوعة: ديوان أشواق أشواق؛ أعمال الآشي الشعرية الكاملة، ونشرت بعض لمحاته الشعرية والفكرية في كتاب (وحي الصحراء)، وله ملحمة عن الحركة الفكرية منذ عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، وآخر ما كتب، قصيدة

عبدالوهاب أحمد البياتي (١٣٤٥ – ١٤٢٠ه = ١٩٢٦ – ١٩٩٩م) شاعر حداثي شيوعي.



ولد في بغداد. دخل دار المعلمين العالية (كلية التربية)، وحصل على إجازة في اللغة العربية وآدابها. درَّس في ثانويات بالعراق ولبنان. فُصل من التدريس في العراق لاشتراكه في تحرير مجلة «الثقافة الجديدة» واتحامه بالشيوعية التي ظلَّ ينفيها عن نفسه،

واعتُقل أيام نوري السعيد. رحل إلى القاهرة وعمل محررًا في جريدة الجمهورية. عمل مستشارًا ثقافيًا في موسكو، وأستاذًا في جامعتها، باحث علمي في معهد شعوب علمي في معهد شعوب السوفياتية، مستشار ثقافي في وزارة الثقافة والإعلام العراقيتين، مستشار ثقافي في العراقية عدريد. سافر الملكنا العربية والأوروبية تقريبًا، كما زار المند وأمريكا والمكسيك.

أسقطت عنه الجنسية العراقية عام ٨٣ – ١٣٨٦ه. ألقى محاضرات عن الشعر العربي، وحضر الكثير من المهرجانات الشعرية، وغنيت كثير من قصائده في مختلف بلدان العالم، وتُرجمت أعمال

 ١/ ٧، دليل الكاتب السعودي ص١٨٤، هوية الكاتب
 المكي ص١١١، المكتبات الخاصة في مكة المكرمة ص٣٦، النيصل ع ٩٨ (شعبان ١٤٠٥هـ).

MANUEL MANE.

مكة السيكرم: تحديداً في م/ ١٩٥٠ هـ الموافق / / ١٩٩٠م

العدادي الوسة الوسة الميلاس الأن المعلى المعلى المعلى المعلى من و سادها المعلى المعلى

## عبدالوهاب آشي (خطه وتوقيعه)

كانت عن «أوضاع العالم العربي» في أكثر من (٢٥٠) بيتًا، تحدث فيها عن الماضي والواقع والمؤمل من المستقبل. ثم أصدر عبدالمقصود خوجة أعماله الكاملة عام ٢٢٦هـ، في ٣١٨ص

(٢) الموسوعة الأدبية ٣/ ١٨٢، شعراء العصر الحديث في جزيرة العرب ١/ ١٨٨، موسوعة الأدباء والكتاب السعودين

له إلى لغات. أُجري معه ما يقرب من (١٧٠) حوارًا صحفيًا وإذاعيًا وتلفازيًا خلال العشرين عامًا الأخيرة من حياته، وحاز على جوائز عديدة. وكانت رحلته الأخيرة في الغربة بالأردن، وانتهت بدمشق، حيث رغب أن يقضي فيها بقية عمره. ومات هناك في ٢١ ربيع الآخر، ٣ آب (أغسطس)، وأوصى بأن يدفن في ضريح الشيخ محيي الدين بن عربي!

قلت: ولعله لم يكن له نصيب في الإسلام سوى اسمه، فكان متهكمًا بشريعته، نابذًا لعقيدته. ولبيان شيء من دلالة موقفه هذا أسوق بعض ماكتبه فيه باحث أكاديمي، فقال:

انتمى للحزب الشيوعي وأصبح من دعاة الماركسية، وهو أحد الذين بدأوا وضع بذور الحداثة في البلاد العربية وخاصة في مجال الشعر، فهو من مؤسسي الحداثة، ومن السادرين في حبها والدفاع عنها، وقد أُشرب حبَّ عجلها من شبابه في دار المعلمين على يد مدرس إنجليزي، ثم تنقل ما بين مصر وسورية والعراق والاتحاد السوفييق...

هو في ديوانه يعبر عن أصل حداثي يتلخص في السخرية من الألوهية وجحدها عن الله تعالى ثم نسبتها لغير الله سبحانه، فيقول في ديوانه ١/ ٤٩٢:

«رأيت الإله على المقصلة رأيت الديوك على المزبلة»

ويعبر عن جحد الألوهية بتعبير آخر، وذلك حين يصف مسلمًا يصلي، ناعتًا له بالتخلف والموت – وكل مسلم عنده متخلف – ويعبر عن الله تعالى بلفظ العنقاء رمز المستحيل فيقول:

«رجل بالموت مضاء، قلق تحسبه أعمدة ووهاء وجسور، يركع في منتصف الليل أمام العنقاء».

ومن أبشع وأشنع أقواله، قوله في ديوانه ١/

:٣٦٨

«الله في مدينتي يبيعه اليهود الله في مدينتي مشرد طريد أراده الغزاة أن يكرون لحيار، قواد

يخدع في قيثاره المذهب العباد» وقوله في ديوانه ٢/ ٨٥:

وقوله في ديوانه ٢/ ٨٥:

«الله والشيط ان
وريث هذا العلم الإنساني

يحوم حول سوره عريان
فاكهة محرمة

ومدن بلا ربيع مظلمة»

وفي الوقت الذي ينادي فيه بالتمرد على كل قيد، والمصادمة لكل ألوهية، والتدنيس لكلِّ مقدس، نجده يرتمي في تقديس الأوثان الجاهلية البائدة كعشتار وتموز، والأوثان الجاهلية المعاصرة من مذاهب وأفكار، وكان مغرمًا بالشيوعية ورموزها، وخاصة صديقه التركي الماركسي اليهودي الأصل ناظم حكمت. وهو من رواد الانحراف الحداثي العربي، وله مؤلفات على آثارها يهتدي الحداثيون.

عبدالوهاب البياتي رائد الشعر الحديث/ عدة مؤلفين.

مأساة الإنسان المعاصر في شعر البياتي/ عدة مؤلفين.

عبدالوهاب البياتي في أسبانيا/ تحرير حامد أبو أحمد.

الرؤيا في شعر البياتي: دراسة/ محيي الدين صبحي.

هذا هو البياتي/ مديي صالح.

عبدالوهاب البياتي من باب الشيخ إلى قرطبة / ترجمة وكتابة وليد غائب صالح. عبدالوهاب البياتي في مرآة الشرق: الحداثة في الشعر/ زاهر الجيزاني.

البياتي من خلال ديوانه أباريق مهشمة/ نجاة عامودي (رسالة جامعية – سورية). الأساطير في شعر البياتي: دراسة ومختارات أعدها الكبيسي.

المغني والقمر/ ترجمة عبدالله العذري (بالإنجليزية).

عبدالوهاب البياتي: انعكاسات أدبية/ ستيفام يورك (دكتوراه – ألمانيا).

ركعتان في العشق: دراسة في شعر عبدالوهاب البياتي/ رؤوبين سينر. عبدالوهاب البياتي في حركة الشوق/ زاهر الجيزاني.

عبدالوهاب البياتي: خمسون قصيدة حب/ عواد على.

عبدالوهاب البياتي: نبذة عن حياته ومؤلفاته/ هند نوري العبدان وآخرون (مدريد).

ومن دواوينه الشعرية: ملائكة وشياطين، أباريق مهشمة، رسالة إلى ناظم حكمت وقصائد أخرى، أشعار في المنفى، كلمات لا تموت، النار والكلمات، سفر الفقر والثورة، الذي يأتي ولا يأتي، الموت والحياة، بكائية إلى شمس حزيران والمرتزقة، عيون الكلاب الميتة، الكتابة على الطين، يوميات سياسي محترف، قصائد حب على بوابات

الحدادة العدر الشات ريدان النعمة مع الحية واتتقديم

المحلف بم الوگ کی عمال ۱۰۲۱ کارو

عبدالوهاب البياتي (خطه وربما توقيعه)

كتب عنه أكثر من (٥٠) دراسة بلغات مختلفة، ومما وقفت عليه منها:

عبدالوهاب البياتي والشعر العراقي الحديث/ إحسان عباس.

العالم السبع، ديوان عبدالوهاب البياتي، سيرة ذاتية لسارق النار، الحب تحت المطر، المجموعة الشعرية الكاملة، خمسون قصيدة حب، الدينونة، بكائية إلى حافظ الشيرازي.

ومن كتاباته الأحرى: تجربتي الشعرية، أراغون شاعر المقاومة لملكلوم كولي وبيترن (ترجمة بالاشتراك مع السابق). وكتب أخرى له أوردتها في (تكملة معجم المؤلفين)(١).

عبدالوهاب أحمد الصابوني (۱۳۳۱ – ۱۲۰۷ه = ۱۹۱۲ – ۱۹۸۱م) أديب مدرِّس.



من حلب. حائز على الإجازة في الأدب من جامعة القاهرة، وشهادة دار المعلمين العليا من دمشق. درَّس اللغة العربية في

(١) أعلام الأدب العربي المعاصر ١/ ٣٨٨، معجم البابطين ٣/ ٤٤٦) موسوعة أعلام العرب المبلعين ١/ ١٨٥) معجم المؤلفين العراقيين ٢/ ٣٦٣، موسوعة الأدباء والشعراء العرب ٢/ ٢١٧، من أعلام الفكر العربي والعالمي ص١١١، أعلام الأدب في العراق الحديث ٣/ ٤٢٥، المرشد لتراجم الكتاب ص٨٩، الموسوعة العربية (السورية) ٥/ ١٥٠، الثقافية ع ٤٦ ص٨٢، الحرس الوطني ع ١٦٨ ص٨٦، القافلة مج ٤٢ ع ٨ ص٣٢، المحلة العربية ع ٢٥٠ ص٢٠١، علامات في النقد ع ٣٤ ص٣٣، الآطام ع ٧ ص٥٩، الأسبوع الأدبي (الملحق ۱۰۸) ۱۲۲۰/۹/۱۷ هـ، ملحق جريلة تشرين رقم (٢٧) ١٣٦/ ١٣٦٠) الموسوعة الموجزة ٥/ ١٣٦) معجم المؤلفين والكتاب العراقيين ٥/ ٢١٨، موسوعة أمراء الشعر العربي ص٣٣١، القائزون بجائزة سلطان العويس: الدورة الرابعة ص٧٣، موسوعة الشعراء العرب المعاصرين ص٤٦٣، أسئلة الشعر ص١٨٨، ملحق موسوعة السياسة ص٢٣٥، أعلام وأقزام ٢/ ١٣. وما ورد في انحرافه العقدي كتبه الأستاذ سعيد بن ناصر الغامدي في كتابه الانحراف العقدي ١/ ١٨٠، ومجلة المحتمع ع ١٣٧٥ (شعبان ١٤٢٠هـ) ص٥٥. وخطه من مدونة زيدان النعمة.

ثانويات حلب. وكان عاشقًا للكتب، جمَّاعًا لها، مؤثرًا إياها على كلِّ شيء، فصارت لديه مكتبة ضخمة، وصل عدد تجلداتها إلى (٢٥٠٠) كتاب، وعدد مجلداتها إلى أكثر من (٣٠٠٠) مجلد، قرأ معظمها، وهمَّش على أكثرها، وصنع لها فهارس. ومن ثم أهداها إلى كلية الآداب بجامعة حلب، وخصَّت لها قائمة باسمه. توفي بحلب يوم الأثنين ٩ ربيع الأول، ١٠ تشرين الثاني (نوفمبر).

# عبالعهاب الهابوف.

#### عبدالوهاب الصابوني (خطه)

كتبه: شعراء ودواوين، عيون المؤلفات/ حققه وأكمله وزاد في حواشيه وأشرف على طباعته محمود فاخوري (٣جه)، اللباب في النحو، عصام (رواية).

وله كتب مخطوطة، منها: مختارات من الشعر العربي، محاضرة عن المرأة، كتاب في علم النفس، ردود في النقد(٢).

عبدالوهاب أحمد عبدالرحمن (۱۳۲۹ – ۱۶۱۹ه = ۱۹۱۰ – ۱۹۹۸م) عالم شافعی.



من الجزيرة الفراتية، أصل أسرته من بلدة

(۲) أدباء من حلب ۳/ ٥٥، معجم أدباء حلب ص ۲۹٦، تراثنا ع ۲۳ ص ٤١، معجم المؤلفين السوريين ص ۲۹٦، معجم الروائيين العرب ص ۲۸٥، جريدة الثورة ع ۷۳۷۱ (۲ ۲ ۷۹/۹۱)، معجم البابطين لشعراء العربية. وخطه من موقع المفكرة الثقافية (سورية).

الجوزة القريبة من ماردين بتركيا. درس العلوم الشرعية على طريقة الأكراد، من شيوخه الملا سيد موسى. أجيز بالعلوم التي درسها وصار مُلًا (أي عالمًا) وأمَّ في عدة قرى قريبة من مدينة القامشلي السورية، من بينها سهرمكة، وخربة غزال، وآخرها علي فرو. درَّس القرآن الكريم وعلَّمه، وكان يُستفتى في أمور العبادات وغيرها، ذا نزعة سلفية، امتهن أمورًا تجارية بعد أن استوطن في أواخر عمره، وكان هادئًا، متفكرًا، قليل الكلام، لا يتدخل ولا يتحدَّث فيما والأستاذ فرهاد، الذي أمدَّي بترجمته. رحمه الله.

عبدالوهاب أحمد عبدالواسع (۱۳۳۹ – ۱۲۲۷ه = ۱۹۲۰ – ۲۰۰۲م) وزیر الحج.



ولد في حدَّة، حصل على إجازة في التجارة من جامعة القاهرة، ودبلوم المحاسبة الضريبية من معهد الضرائب العالي بالإسكندرية، عمل في بداية حياته مساعدًا لمدير الميزانية بوزارة المالية، ثم تدرَّج في مناصب وزارة المعارف حتى صار وكيلًا للوزارة. وفي عام العوزاء ورئيس هيئة الرقابة والتحقيق، وفي عام ١٣٩٥ه عين وزير دولة وعضو مجلس عام ١٣٩٥ه عين وزيرًا للحج، وبقي منصبه هذا نحو عشرين عامًا، فكان صلة الدولة برحالات العالم الإسلامي في أشهر الدولة برحالات العالم الإسلامي في أشهر

موقع تشتهر به السعودية في العالم: مكة المكرمة وبيت الله الحرام، ولو دوَّن مذكراته وعدّد الأعلام الذين التقى بمم لكانت أروع موسوعة في العالم الإسلامي. ولكن يبدو

أنه لم يفعل شيئًا من هذا. وفي المنصب الوزاري القدير الذي تولاه، كان ينافسه فيه الأديب عبدالعزيز الرفاعي، وفي اللحظات الأخيرة اختاره الملك فيصل مستشارًا له بدل تعيينه وزيرًا للحج، ولذلك كانت بينه وبينه منافسة أقران. وفي عام ١٤١٦هـ تعيَّن المترجم له مستشارًا بالديوان الملكي برتبة وزير، وترأس مجلس إدارة مؤسسة عكاظ للصحافة والنشر من عام ١٤١١هـ إلى عام ١٤٢٢هـ. وشغل عضوية العديد من الهيئات والمؤسسات واللجان، كما شارك في العديد من المؤتمرات والندوات، وحصّل جوائز وأوسمة ونياشين وشهادات دكتوراه فخرية. وتُذكر جهوده في تطوير خدمات الحج، وتوسعة الحرمين والمساجد، وإنشاء مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، وتوسعة المشاعر المقدسة، وما إلى ذلك. مات بمستشفى في جنيف إثر عملية جراحية صباح يوم الجمعة ١٧ ذي القعدة، ٨ كانون الأول (ديسمبر).

Dillo IVV

عبدالوهاب عبدالواسع بقي وزيرًا للحج نحو عشرين عامًا

ومما كتب فيه: عبدالوهاب أحمد عبدالواسع/

وله كتب، منها: التحديات التي تواجه

العالم الإسلامي، التعليم في المملكة العربية

عبدالكريم نيازي.



عبدالوهاب عبدالواسع (خطاب منه وتوقيع)

السعودية بين واقع حاضره واستشراف مستقبله، الجبر (مع عبدالحميد عبدالرحيم للثالث المتوسط)، الحساب (مع السابق، للثاني المتوسط)، رجل ومواقف، علم إدارة الأفراد، مدارسنا والتربية، الأمة الإسلامية وقضاياها المعاصرة، الهندسة (مع عبدالحميد عبدالرحيم، للأول المتوسط)(١).

# عبدالوهاب بن أحمد مصري (+741 - 4131a = 4.91 - 48819)

من حلب. حفظ القرآن الكريم على والده، والشيخ أحمد حامد التيجي. التحق بالمدرسة الشعبانية، وتلقى فيها القراءات العشر وأجيز فيها، ثم عيِّن مدرسًا بها فمديرًا لها، كما تعيَّن إمامًا وخطيبًا في عدة مساجد بحلب. فاز في مسابقة وزارة الأوقاف بجميع القراءات، وكان يتمتع بصوت جميل، وله دراية واسعة بأصول المقامات(٢).

# عبدالوهاب ألتونجي (۱۳۳۱ – ۱۹۰۶ه = ۱۹۱۲ – ۱۹۸۳م) (تكملة معجم المؤلفين)

(۱) الرياض ع ١٤٠٤٧ (١١/١١/١٨) وع ١٤٠٥١، الشرق الأوسط ١٤٢٧/١١/١٩هـ، معجم الكتاب والمؤلفين في السعودية ص٩٩، الأهرام ع ٤٣٨٣٣ (١٤٢٧/١١/١٩هـ) [وفي المصدر الأخير أنه ألف أكثر من (١٢٥) كتابًا في التعليم وشؤون الحج وقضايا الأمة الإسلامية، وهو خطأ، ولعل المقصود مقالاته وأوراقه المقدمة للمؤتمرات وما إلى ذلك]. وتوقيعه من موقع الحماد للحج. (٢) إمتاع الفضلاء ٣/ ٢٥٦.

# عبدالوهاب الأمين (1771 - 7971a = 7191 - 7791a)كاتب، قاص، مترجم.



ولد في مدينة العمارة بالعراق. عمل في الجال الثقاف، وحرَّر في جريدة الجمهورية وكتب في نقد الكتب ونقد المحتمع، وعلق على قصص عالمية. توفي ببغداد في بغداد يوم ۲۷ ذي الحجة، ۱۸ كانون الأول. من كتبه المطبوعة: ٢٤ ساعة في حياة امرأة (ترجمة)، أوسكار وايلد (ترجمة)، ذباب وقصص أخرى (ترجمة)، مجموعة قصص من الأدب الحديث، مع الكتب وعليها، من الأدب الحديث، الزاد المردود، مأساة الشاعر ماجد سليم (خ)، ترجم فصولًا من رحلة جيمس فليكس جونز إلى العالم العربي ونشرها في مجلة المورد سنة ٢٩٤هـ(٣).

# عبدالوهاب أمين أحمد (۲۰۰۰ - ۱٤۲۹هـ = ۲۰۰۰ – ۲۰۰۸م) (تكملة معجم المؤلفين)

# عبدالوهاب بكر محمد ( . . . - 373 / 6 = . . . - 71 . 79)

باحث في التاريخ الوطني.

من مصر. أستاذ التاريخ الحديث في كلية الآداب بجامعة الزقازيق. كتب في تاريخ مصر الحديث خاصة. نُعى في ٥ ربيع

(٣) موسوعة أعلام العراق ٢/ ١٥٥، معجم المؤلفين العراقيين ٢/ ٣٦٢، أعلام الأدب في العراق الحديث ٣/ ٢١٥، معجم المؤلفين والكتاب العراقيين ٥/ ٢١٦.

الأول، ١٧ يناير.

من كتبه المطبوعة: جذور مصر الحديثة، الجيش المصري وحرب فلسطين ١٩٤٨م -، الوجود البريطاني في الجيش المصري

وباسم (عبدالوهاب بكر) وحده، ويظنُّ أنه نفسه؟: البوليس المصري ١٩٢٢م - ، الموالد في مصر/ ج. و. مكفرسون (ترجمة وتحقيق)، مجتمع القاهرة السري ١٩٠٠- ١٩٥١م.

عبدالوهاب بلال بلال (۱۳۶۱ – ۱۹۱۱ه؛ = ۱۹۲۷ – ۱۹۹۱م) ناقد موسیقی ملحن.

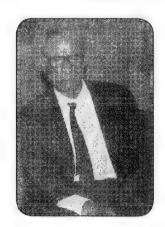

ولد في بغداد. حاصل على دبلوم من معهد الفنون الجميلة. انتخب نائبًا لرئيس الدراسات التاريخية عند انبثاقه في ليبيا. عضو مجمع الموسيقى العربية. شارك في مهرجانات عالمية فنية. لحن العديد من قصائد الشعر العربي. درَّس مادة «تذوق الموسيقى العربية» في معهد الفنون، وهو أول من أدخل هذه المادة في المعهد. ذُكر في صحف عربية وفي موسوعات الأعلام العالمية.

له مؤلفات موسيقية كثيرة في الإذاعة والتلفزيون.

ومن كتبه المطبوعة: الموسيقى الشرقية، النغم المبتكر في الموسيقى العراقية والعربية.

وله أكثر من (۱۰) كتب مخطوطة(۱).

عبدالوهاب البنداري العرابي ( ۱۰۰۰ – ۲۰۰۳م) ( تكملة معجم المؤلفين )

عبدالوهاب البياتي = عبدالوهاب أحمد البياتي

عبدالوهاب الجلبي = عبدالوهاب عبدالقادر الجلبي

عبدالوهاب حسن الخليفة (۱۹۱۰ - ۱۹۹۰ه؟ = ۰۰۰ - ۱۹۹۰م) (تكملة معجم المؤلفين)

عبدالوهاب حسن المهدي (۱۳۵۸ - ۱۶۰۱ه = ۱۹۳۹ - ۱۹۸۵م) (تكملة معجم المؤلفين)

عبدالوهاب بن حميد اللازي (۱۳٤٣ - ١٤١٥ه؟ = ١٩٢٤ - ١٩٩٥م) (تكملة معجم المؤلفين)

عبدالوهاب حواس = عبدالوهاب السيد حواس

عبدالوهاب حومد = عبدالوهاب محمود حومد

عبدالوهاب داود (۱۳۵۰ - ۱۹۱۱ه = ۱۹۳۱ - ۱۹۹۳م) قاص روائی.

من مصر. كان من أبرز كتاب القصة القصة .

من قصصه ورواياته: حصوة في عين فاطمة، (١) موسوعة أعلام العراق ٢/ ١٥٥، معجم المؤلفين والكتاب العراقيين ٥/ ٢١٧.

الضوء الأحمر، نبع الحب، وراءنا البحر، ٣ أيام، نصف الحقيقة الآخر، الرجل والعصا، زوجتي تكرهني، زوجات على الورق<sup>(١)</sup>.

عبدالوهاب ربيع محمود (۰۰۰ - نحو ۱۱۶۱ه = ۰۰۰ - نحو ۱۹۹۷م) (تكملة معجم المؤلفين)

عبدالوهاب الرزقي (۱۳۶۳ – ۲۰۱۷ه = ۱۹۲۶ – ۱۹۸۷م)

ولد في تونس، وتلقى تعليمه بجامع الزيتونة. بدأ حياته الصحافية في الصحف الحزبية، فكتب في جريدة الحرية، ثم في جريدة النهضة، ثم عمل في مجلة الإذاعة. وكان معظم مقالاته عن التاريخ الوطني الذي احتفظ بكثير من وثائقه. كما أنتج بعض البرامج ذات الطابع الإخباري، وتسلم مسؤولية وكالة تونس إفريقيا للأنباء فكان رئيس تحريرها(٣).



عبدالوهاب الرزقي رأس وكالة تونس إفريقيا للأنباء

عبدالوهاب السامرائي = عبدالوهاب عبدالرزاق السامرائي

عبدالوهاب سعادة (١٣٥٥ – ١٤٢٤هـ = ١٩٣٦ – ٢٠٠٣م) فقيه مالكي.

<sup>(</sup>۲) (( معجم الروائيين العرب ص٢٨٤، الفيصل ع ٢٠١ (ربيع الأول ١٤١٤هـ).

<sup>(</sup>٣) مشاهير التونسيين ص٣٣٨.

ولد بتونس العاصمة. حصَّل شهادة الأستاذية في اللغة والآداب العربية من جامعة الزيتونة، تتلمذ على عدة علماء، منهم محمد الفاضل بن عاشور، ومحمد النغواني، والعربي الماجري. درَّس في المعاهد الثانوية وغيرها، أمَّ وخطب بجامع العمران، وأشرف على مجلس الحديث الشريف، وموكب قرَّاء الشفاء للقاضي عياض. توفي يوم ٢٦ رمضان، ٢١ نوفمبر.

حقق رسالة للعالم المتصوف عبدالعزيز المهدوي.

وله من المخطوط: خطب جمعية، المرشد المعين لميارة (تحقيق)(١).

عبدالوهاب بن سعید الطائی (سکر) (۱۳۱۸ – ۱۹۸۸ – ۱۹۸۸ – ۱۹۸۸ عالم. لقبه «سکر».



ولد في الباب من أعمال حلب، نال الشهادة العامة من الأزهر، وانتسب إلى دار العلوم. جاهد في سبيل الاستقلال، وتقلب في شتى الوظائف التعليمية، عضو في المجلس التأسيسي عن منطقة الباب، وفي لجنة وضع الدستور.

له كتب مخطوطة، ومما طبع له: من أعلام الإسلام، التذكار بموجز من سيرة النبي المختار، مذكرات السيرة النبوية، التهذيب في الفقه الحنفى: قسم المعاملات(٢).

(١) الهداية (تونس) ع ١٦١ (ربيع الأول والثاني ١٤٢٥هـ)
 ص٩٥٠.

 (٢) مئة أوائل من حلب ١/ ٣٣٢) معجم المؤلفين السوريين ص٢٥٢٢، موسوعة الدعاة والأئمة في حلب ٨١/١٨.

عبدالوهاب سکر = عبدالوهاب بن سعید الطائی

# عبدالوهاب السيد الحواس (۱۰۰۰ - ۱۹۱۹ه = ۰۰۰ - ۱۹۹۹م) عالم داعية.

حصل على شهادة الدكتوراه من كلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر، ثم كان أستاذ الفقه المقارن في الكلية والجامعة نفسها. وكان عمن لحق بركب الحركة الإسلامية، جنديًا يعمل في صمت، مربيًا، له طلابه ومريدوه، نذر نفسه لخدمة الإسلام والمسلمين، وتابع التدريس في حلقات العلم في «مسجد الحق» بضاحية عين شعس بالقاهرة، وظل إمامًا فيه على عين شعس بالقاهرة، وظل إمامًا فيه على مدى عشرين عامًا. توفي في لندن يوم ٢٨ رمضان إثر عملية جراحية. رحمه الله. طبعت رسالته في الماجستير بعنوان: المضاربة/ للماوردي (تحقيق ودراسة وتعليق) وهو منتزع من كتاب «الحاوي الكبير» للمؤلف.

ورسالته في الدكتوراه: المسؤولية الشرعية والقانونية عن الإتلافات غير البشرية: دراسة مقارنة بين القانون الإسلامي والقانون الوضعى.

وله سلسلة محاضرات (مقدمات في الفقه) محمولة في الشبكة العالمية للمعلومات <sup>(١٢)</sup>.

# عبدالوهاب الشريف = عبدالوهاب عبدالرحيم السيوطي

عبدالوهاب الشيخ علي الطيِّف (١٣٢٦ – ١٤١٤ه = ١٩٠٨ – ١٩٩٤م) قيادي وطني قومي.



ولد في منطقة (دلي عباس) بالعراق. انتمى إلى المدرسة العسكرية الملكية، انضم إلى التنظيم القومي في الجيش، وعمل مع صلاح الدين الصباغ وفهمي سعيد، وكان دوره في هذا التنظيم ينحصر في تدريب الفدائيين الفلسطينيين، وساعد على تحريب وإيصال أسلحة إلى فلسطين، وفي عام ١٩٣٧ دبَّر خطة بمشاورة مع العقيد صلاح الدين الصباغ للقضاء على بكر صدقى (قائد أول انقلاب عسكري)، ونجحت خطته وبقيت مكتومة. اشترك في الحرب العراقية البريطانية، وقاد أرتاله لتحرير الفلوجة، ثم هرب إلى إيران مع قادة حركة مايس، اعتقلته القوات البريطانية وأودعته سجن الأحواز، وهرب منه متسللًا إلى العراق، وسلَّم نفسه إلى السلطات، فقدمته إلى محكمة عسكرية قضت بسجنه أربع سنوات. وفي عام ١٩٤٨ قاد قوة متطوعين إلى فلسطين، ثم عاد بعد أسابيع لما دبَّ الخلاف بين الأطراف العربية على أرض المعركة، أعيد إلى الجيش بعد ثورة ١٤ تموز ١٩٥٨، لكنه لم يستمرَّ فيه؛ لخلافه مع رئيس الوزراء عبدالكريم قاسم. كان من دعاة حركة القومية العربية ومن مؤسسى (حزب الاستقلال) ١٩٤٦ والمستشار العسكري لرئيسه محمد مهدى كبة(١).

# عبدالوهاب بن عبدالحسين الكاشي (۱۳۶٤ - ۱۹۱۷ه = ۱۹۲۰ - ۱۹۹۷م) (تكملة معجم المؤلفين)

(٤) موسوعة أعلام العراق ٣/ ١٧٠.

(٣) )) المحتمع ع ١٣٣٧ (٢٣/١١٩١١هـ) ص٥٠

عبدالوهاب بن عبدالرحمن الفارس (۱۳۱۸ – ۱۹۰۰ه = ۱۹۰۰ – ۱۹۸۳م) فقیه عالم.



من الكويت. حفظ القرآن الكريم وهو فتى، انتقل إلى المدرسة المباركية وتعلم فيها، ودرس اللغة عند العالم النحوي محمود بن شاكر الشطري. ثم أخذ يعلم الصبيان القرآن الكريم في كتاتيب، كما عمل مدرسًا في مدارس دار الأيتام، وفي المحالس. وكانت له حلقة بعد صلاة المغرب في محلسه يدرس فيها الفقه واللغة العربية، واستمرت هذه الحلقة مدة طويلة. ولما فتحت دائرة المعارف فدرس في هذا المعهد الديني التحق به فدرس في هذا المعهد الفقه الخنبلي تسعة فدرس في هذا المعهد الفقه الخنبلي تسعة عشر عامًا. ثم عاش منزويًا، وما كنت تراه إلا ذاكرًا أو شاكرًا. وتوفاه الله يوم الخميس إلا والكريم الأول.

له عدة مذكرات فقهية ألَّفها لطلبة العلم. وحقَّق مع الشيخ محمد سليمان الجراح ومحمد سليمان الجراح المخدرات شرح أخصر المختصرات» على مذهب الإمام أحمد بن حنبل، وهو من تأليف عبدالرحمن بن عبدالله البعلي. كما صدر له: تلخيص مختصر المقنع(۱).

(۱) سير وتراجم خليجية في الجلات الكويتية ص١٦٣، المجتمع ع ١٠٦ (١٤٠٣/٤/١٨) ص١١ مما كتبه أحمد بن عبدالعزيز الحصين، وأورد ترجمته بتصرف من المصدر الأول صاحب كتاب «علماء الكويت» ص١٤١، علماء الكويت وأعلامها ص٦١٣، عماء آل فارس في الكويت ص٠١٠.

فصل وكمااذا كانت طفاً كتبت مامعهام تصلة يحوكما فمَّتُ فَتُ وان كَا اسماً كتبت منفصلة يحوكما عندي ال وكرام افي المنها فان مهاء التنبيب تكتب مع ظامتصلة يحوها الوهاع وهالن وهؤلاء فان مه خلت كاف المخطاب كتبت منفصلة مناهاذاك وهاظاناك وهؤلا كل ومااذا كانت موصولة والتصلت بمحوات وليت كتبت منفصلة بحوان ما عندالله هو ميروان كانت مح فاكتبت منصلة بحوانا الله الده احدادا كانت اسفها أمية ودخل عليها حق الجهاخات الفهائي تحريف الوب فيمائية من ذكر الهافنا ظرة مجريج المرسلون، وفي هذا القائم كفايتكن وفقد الله تعالى وصالح الفراح على المحمد وعلى المحالم وصحبه وسالم والولاله دب العالمين محلك والمما الإلى على فعمل عندالله وصحبه وسالم والولاله

وكان الفاع من نسخ هذا للتن للبارك يولينس المرجم وشخطين وزيات معونة الله <u>تعالى وحسن توفيقه</u> بقاء الله يقد الله يقد والقصيرالي ومب العبر والقصيرالي ومب العبر والقصيرالي أن عبل المرجمة فارس المن عبل المرجمة فارس

عبدالوهاب الفارس (أنموذج من خطة)

عبدالوهاب عبدالرحيم السيوطي ( . . . - ١٤٢٥ هـ = ، . . - ٢٠٠٤م)

عُرِف بـ«عبدالوهاب الشريف».

عالم صوفي عارف.

من علماء الأزهر. شيخ الطريقة الخلوتية الروحية بمصر. توفي يوم الأحد ١٣ رجب، ٢٩ آب (أغسطس).

عبدالوهاب عبدالرزاق السامرائي (۱۳۲۱ – ۱۹۲۷ه = ۱۹۲۲ – ۲۰۰۲م) تربوي إسلامي داعية.



مولده في بغداد. نشأ يتيمًا، تخرَّج في الثانوية، وتربى على الشيخ أمجد الزهاوي،

ودرس عليه الفقه والتفسير، ثم تخرَّج في كلية الحقوق، ودرَّس، وكان غيورًا على الدين وحرماته، يسعى في أمور المسلمين ويقضى حوائجهم، ويجد المتعة في خدمة الآخرين، والوقوف إلى جانب المستضعفين، والدعاة والعلماء خاصة، وينصح أبناء العشائر ويبصِّرهم بدينهم، أسَّس الحزب الإسلامي العراقي» عام ۱۳۸۰هـ، ومنعه الرئيس عبدالكريم قاسم بعد خمسة أشهر من تأسيسه عندما نقد خطواته

المصادمة للإسلام، ولكنه استمرَّ سرًّا حتى في عهد البعث. شارك في تأسيس مدارس جمعية التربية الإسلامية، واكتملت صرحًا شاهنًا في بغداد، وكرَّس لها حياته فخرَّجت أجيالًا، وقد صار رئيسها، وأصدر عام رئيسًا لتحريرها حتى توفاه الله، وكانت منبرًا حرًّا للفكر الإسلامي الملتزم، وبنى مساجد، وخاصة في القرى والأرياف، وذلَّل مساجد، وخاصة في القرى والأرياف، وذلَّل السبل أمام الدعاة والمرشدين وإرسالهم إلى الأماكن النائية لدعوهم وتوعيتهم. توفي يوم الاثنين ٤ شعبان، ٢٨ آب (أغسطس)(٢).



 (۲) الجتمع ع ۱۷۳۸ (۱۲۲۸/۱/۲۲هـ) ص۸، ومماكتبه المستشار عبدالله العقيل في إخوان ويكي (استفيد منه في جمادى الآخرة ۱٤۳۲هـ).



عبدالوهاب السامرائي رأس «جمعية التربية الإسلامية» وأصدر مجلتها ورأس تحريرها حتى وفاته

عبدالوهاب عبدالسلام أبو النور (۰۰۰ - ۱۶۲۱ه = ۰۰۰ - ۲۰۰۵م) عالم مكتبات، باحث معلومات، مصنف موضوعي إسلامي قدير.



ولد في إحدى قرى محافظة الغربية بدلتا مصر، من أسرة أزهرية، أحبَّ العلم فطالع كثيرًا وهو طالب في الثانوي، وحاصّة الكتب الإسلامية والأدبية. تخرج في قسم المكتبات بكلية الآداب في جامعة القاهرة سنة ١٣٨٢هـ، وعمل بدار الكتب المصرية متخصِّصًا في البحث والتأليف والترجمة، وغيرها، ومديرًا للمكتب الفني لوكيل الدار، واهتم بالمراجع والببليوجرافيا، وعمل في إعداد النشرة المصرية للمطبوعات، ثم سجّل في الدراسات العليا، وركز على تصنيف خطة عربية إسلامية لتصنيف العلوم، حيث لاحظ عدم كفاية تصنيف ديوي للموضوعات الإسلامية خاصة، وسجل في الماجستير موضوع «دراسة مقارنة لبعض خطط التصنيف الببليوجرافي لاستنباط الأسس لخطة عربية للتصنيف». وتقدم بمشروع إلى المنظمة العربية للتربية يهدف إلى

إعداد سلسلة من الببليوجرافيات الموضوعية العربية، تتناول كلُّ حلقة منها موضوعًا من الموضوعات. واستجابت لمشروعه. وقد حصل على الدكتوراه في المكتبات سنة

فكان المشروعان الكبيران اللذان نذر

لهما حياته هما: الخطة العربية للتصنيف، والببليوجرافيا الموضوعية العربية؛ لخدمة التراث الإسلامي، ولحرصه على الأمة العربية والإسلامية وغيرته عليها. وقد عمل أستاذًا للمكتبات والمعلومات بجامعة القاهرة، وبجامعة الإمام في الرياض، وبجامعة الملك سعود. ويُكتب له الاهتمام والريادة في تصنيف علوم الدين الإسلامي بأسلوب حديث يتناسق مع خطط التصنيف الحديثة، وقد عملت بها جل المكتبات في العالم العربي، فله الفضل في هذا، وقد سرتُ على خطته في تبويب وتنظيمات موضوعات وببليوجرافيات عديدة أعددتما بفضل الله، مع إضافات وتعديلات، كما توسّعت في خطته للعلوم الإسلامية إلى ضعفها، وهي معنونة ب«خطة تصنيف علوم الدين الإسلامي الموسعة». وكان متدينًا عميق الإيمان، يبدأ كتبه كلها بآيات قرآنية، وبالحمدلة والصلاة والتسليم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد كتب لحات خاطفة من سيرته الذاتية والعلمية في مقدمة كتابه «تنظيم المعرفة»، ومما قال فيه: "وأنا كمسلم لا أحبُّ أن أخوض مع الخائضين، فكيف السبيل إلى أن تكتب دون أن تلمز أو تحرح". وكان يُعنى بقضايا الأمة، وهمومها، وسبيل النهوض بما بعد تشخيص أعراضها... وقد توفي بالقاهرة يوم الأحد ٨ ربيع الأول، ١٧ نيسان (أبريا).

وله كتب عديدة، منها: الإطار العام ونظرية المسلمين في تنظيم المعرفة، الببليوجرافيا الموضوعية العربية: علوم الدين الإسلامي

(رئيس التحرير، ٥ مج)، بحوث في المكتبة العربية، التصنيف العملي والتكشيف: دراسة نصوص، تنظيم المعرفة: مدخل عام وقضايا رئيسية في التنظيم والتصنيف، الخطة العربية للتصنيف بين مؤتمرين: الرياض ۱۳۹۳ه، وبغداد ۱۳۹۷ه، دراسات فی علوم المكتبات والتوثيق والببليوجرافيا، دور التصنيف في المكتبات ومراكز المعلومات، الفهرس المصنف: أسسه وتطبيقاته / جيس شيرا، مرجريت إيجان (ترجمة)، مفتاح السعادة ومصباح السيادة في موضوعات العلوم/ أحمد بن مصطفى طاش كبرى زاده (مراجعة وتحقيق مع كامل بكري)، نحو نظرية إسلامية لتنظيم المعرفة (دراسة طويلة)، نظم التصنيف في الوطن العربي: المشكلات والحلول المقترحة، التصنيف لأغراض استرجاع المعلومات، وله كتب أخرى ذكرها في (تكملة معجم المؤلفين)(١).

# عبدالوهاب عبدالعزيز سالم (١٣٦٤ – ١٤٢٨ه = ١٩٤٤ – ٢٠٠٧م)

أديب تربوي إسلامي.

ولد في كفر كلا الباب التابعة للسنطة الغربية بمصر، حصل على إجازة في اللغة الإنجليزية من جامعة عين شمس، ودبلوم القادة الاجتماعيين من اليونسكو، ودبلوم في تدريب المعلمين من أمريكا. عمل مضيفًا بطيران مصر، ثم مترجمًا للمكالمات الخارجية، ودرَّس اللغة الإنجليزية، ثم كان مديرًا في التربية والتعليم، وكان عضوًا في جماعة الإخوان المسلمين، وعضوًا مؤسسًا ونائبًا لرئيس نادي الأدب العربي والإسلامي في طنطا، وبها مات.

له كتب مخطوطة: السفر في ضوء الكتاب والسنة، كيف نصلح بيوتنا، مخلص الأوائل، الوطن الإسلامي، بنك المعلومات

(۱) وترجمته من كتابه «تنظيم المعرفة». وصورته من شبكة أخصائي المكتبات.

من الموصل. حصل على دبلوم في الصحافة

من المعهد القومى لاتحاد الصحفيين

العرب في القاهرة، وأكمل الدراسة في

جامعة عين شمس. اتخذ الصحافة حرفة

منذ عام ١٣٨٤ه، عمل مديرًا لتحرير

جريدة الأديب الأسبوعية الموصلية، ومحررًا

في جريدة الثورة، وكتب تعليقات قصيرة

على الأحداث في برامج إذاعة صوت

الجماهير، وأعد برنامج «منتدى الفكر»

لإذاعة بغداد، وعمل معلمًا في مراكز محو

الأمية المسائية، شارك في تأسيس محلة

(ألف باء) وعمل فيها محررًا، وكتب عمودًا

يوميًا في جريدة الجمهورية ببغداد، مع كتابة

دراسات سياسية ومقالات أدبية ونقدية

#### لمنيلًا أكثر بر ٢٤٠٠٠٠ شعبار، ١٧٤٤٢ هـ

(سَامِرُ بِيْنَ الْعِاشِفِ بِنْ) دكن عاشد مشهد عشبة شَرَة هادشَهِ تُع ال اثنا العبد (لفيزات فرفيق عشيقا بدا مشرفُ ترت مدكر إن الا بُحدة ؟

م العُسَدُ و أَسِادَتِ لَعَنَى الْمُسَدُ الْعَدِي الْعَالَمِي الْعَالَمِي الْعَالَمِي الْعَالَمُونِ الْعَالَمُ وَمَنَى الْمُعَلَّمُ الْمُدَّى الْمُدَالِي اللَّهُ الْمُدَّى الْمُدَّى الْمُدَّى الْمُدَّى الْمُدَّى الْمُدَالِي اللَّهُ الْمُدَالِي الْمُ

هنا عبدالوهاب عبدالعزيز سالم (خطه)

الإسلامي (٣ ج)، ديوان شعر. ونشرت له قصة بعنوان: نعلن لعدم الأهمية(١).

عبدالوهاب عبدالقادر الجلبي (۱۳٤٨ - ۱۹۱۵ه؟ = ۱۹۳۰ - ۱۹۹۰م) (تكملة معجم المؤلفين)

عبدالوهاب عبداللطیف المزیِّن (۱۳۲۳ - نحو ۱۶۱۰ه = ۱۹۶۳ - نحو ۱۹۹۰م) ضابط عسکری (لواء رکن).



(١) معجم البابطين لشعراء العربية.

ولادته في فريج المزاينة بالمرقاب في الكويت، تخصص في قسم المغاوير في الكلية الملكية البريطانية سانت هیرست، ثم التحق بالقوات المسلحة الكويتية، وتدرَّج في السلك العسكري حتى وصل إلى رتبة لواء ركن. شارك في حربی ۲۷ و ۱۹۷۳م، وأنقذ في الحرب الأولى مجموعة كبيرة من الجيش الكويتي في سيناء، بعد أن عبر بمم سباحة من الضفة الشرقية إلى الضفة الغربية من قناة السويس، وحصل جراء هذا العمل على أوسمة وشهادات تقدير،

وقد عين ملحقًا عسكريًا في سفارة الكويت بواشنطن، ثم مديرًا للكلية العسكرية، التي خرَّجت أفواجًا من الضباط، وشارك في تأسيس قوات المغاوير، وكان أحد القيادات الرسمية للمقاومة أثناء الغزو العراقي للكويت، وقد فتح جميع مخازن شركة المزين للأسلحة ووزعها على المقاومة، وقدرت علايين الدينارات، وهرَّب دسكات وأشرطة خاصة بالدولة، وعددًا من أفراد الأسرة الحاكمة. وأسر في شهر أكتوبر من عام الحاكمة. وأسر في شهر أكتوبر من عام . 199 م ويعتقد أنه أعدم (٢).

عبدالوهاب عبدالله النعيمي (١٣٦٦ – ١٤٣٠هـ = ١٩٤٤ – ٢٠٠٩م) صحفي وقاص روائي.

و العراقي فيها وفي غيرها، وعمل مديرًا لمكتب جريدة شركة المزين الصباح الجديد بالموصل. نال شهادة ة، وقدِّرت الصحفيين الرواد من نقابة الصحفيين، كما ت وأشرطة حصل على شهادة تكريم الإعلام والعلماء راد الأسرة من الجمعية الدولية للمترجمين واللغويين ر من عام العرب، وكان جهده يتمثل في القضايا العربية الساخنة، وذكر باحث أنه كان «مع التحرر والوحدة والتقدم والإيمان». مات في شهر أيار.

من عناوين مؤلفاته القصصية: دموع الوداع، عقاب الخطيئة، عمّان لن تموت، طريق الغرباء، إبحار، قصص، زيارة ثانية، سوار من شمس، مدينة الموصل: إضاءات تراثية وثقافية (٣).

 <sup>(</sup>٣) موقع أصوات العراق (إثر وفاته)، ومما كتبه إبراهيم
 العالاف، في دنيا الرأي (تاريخ النشر ٢١٠٩/٦/١١م)،

# عبدالوهاب عبدالواسع = عبدالوهاب أحمد عبدالواسع

عبدالوهاب عبدالوهاب فاید (۱۳۵۵ – ۱۶۲۰هـ = ۱۹۳۱ – ۱۹۹۹م) أديب عالم مفسِّر.



ولد في قرية دمنكة التابعة لمدينة دسوق بمصر، حفظ القرآن الكريم، وحصل على الماجستير والدكتوراه من كلية أصول الدين بجامعة الأزهر، ثم كان أستاذًا في الكلية نفسها، وفي جامعات عربية أخرى: بغازي، وأم درمان، وأم القرى. وكان عضوًا في أكثر من جماعة ورابطة، منها: جبهة علماء الأزهر، جماعة الإخوان المسلمين، أنصار السنة، بجمع الفقه الإسلامي، رابطة الأدب الحديث، ندوة شعراء الإسلام، ومات بالقاهرة.

له عدد وفير من الدروس والتسجيلات الإذاعية، من أهمها برنامج «التفسير الموضوعي للقرآن الكريم» أعدَّه وقدَّمه لمدة خمس سنوات عبر إذاعة القرآن الكريم من مكة المكرمة

ومن مؤلفاته: ألحان السحر (شعر)، منهج ابن عطية في تفسير القرآن الكريم (أصله دكتوراه)، الدخيل في التفسير، دراسات في التفسير، زاد الطالب في تفسير القرآن العظيم، الهمزية النبوية(۱).

معجم المؤلفين العراقيين ٢/ ٣٦٨، معجم المؤلفين والكتاب العراقيين ٥/ ٢٢٩، النور: مركز إعلامي ثقافي فني مستقل ٢٠١٢/٨٣م (وفيه أن توفي يوم ١٠ حزيران). (١) معجم البابطين لشعراء العربية.

عبدالوهاب علي البرلسي (۱۳۲۰ - ۱۲۲۱ه = ۱۹۲۱ - ۲۰۰۱م) طبيب وزير.



ولد في القاهرة. حصل على الدكتوراه في الطب من جامعة لندن. أستاذ ورئيس الطب من جامعة لندن. أستاذ ورئيس عميد كلية الطب بأسيوط، مدير جامعة الكويت، عميد كلية العلوم الطبية ونائب رئيس الجامعة الأردنية. عضو بارز في اللجنة التنفيذية بالاتحاد الاشتراكي. وزير الصحة، ثم التعليم العالي، ثم البحث العلمي. مثّل مصر في مجلس منظمة الأمم العلمي. مثّل مصر في مجلس منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم في اليونسكو، نائب رئيس المجلس عام ١٩٣٦هـ. ومن أولياته: أول من أدخل البنسلين إلى مصر، أول مؤسّس لقسم الفارماكولوجي بكلية الطب في جامعة عين شمس، أول مدير عام للهيئة العامة للتأمين الصحي...

نشر العديد من البحوث في محال علم الأدية والمضادات الحيوية. ومن كتبه: كنت وزيرًا مع عبدالناصر (٢).

عبدالوهاب بن علي المؤيد (١٣٥٩ – ١٤٢٧هـ = ١٩٤٠ – ٢٠٠٦م) محرر صحفي وباحث إعلامي.

(٢) الأهرام ٢/٢/٩، ، موسوعة أعلام مصر ص٢٢٦،

من أهل صعدة باليمن. من سلالة المؤيد أحمد بن يحيى. استقرَّ بصنعاء، وحصل على إجازة من قسم اللغة العربية والدراسات الإسلامية بجامعة صنعاء، عمل مديرًا للمدارس بمكتب التربية والتعليم في محافظة صعدة، وانتخب عضوًا في بحلس الشورى. وعمل مراسلًا لجلة «الوسط» باليمن، وشارك بكتاباته الصحفية في أغلب الصحف والمجلات، وكان له دور بارز في مجال الصحافة التعاونية، فقد كان مسؤولًا عن الإعلام بالعمل التعاوني، وأصدر في ضحفيًا لوزير الإدارة المحلية، وللأمين العام للمجالس المحلية.

وله مؤلفات، منها: آراء في الفكر والفن: حوارات مع مجموعة من الأدباء والفنانين اليمنيين والعرب، الانتصار على علماء الأمصار في تقرير المختار من مذاهب الأئمة وأقاويل علماء الأمة/ يحيى بن مرزة المؤيد (تحقيق مع علي مفضل)، ثورة الصحافة اليمنية، شارع الصحافة في اليمن، موسوعة الصحافة اليمنية، الحركة التعاونية في اليمن، العمل التعاونية ودوره في التعليم العام، الصحافة التعاونية في اليمن، مكتبات المحطوطات الإسلامية في اليمن، مكتبات المخطوطات الإسلامية في اليمن،

(٣) معجم البلدان والقبائل اليمنية ٢/ ١٦٩١ مع إضافات. وفي بطاقة أخرى عندي وفاته ٢٠٠٥م؟، موسوعة الأعلام للشميري (ولم يذكر له وفاة، حتى ١٤٣٢هـ)؟

# عبدالوهاب الكيالي (١٣٥٨ - ٢٠١١هـ = ١٩٣٩ - ١٩٨١م) سياسي حزبي مؤرخ.



ولد في مدينة يافا، وبعد النكبة التحق بمدرسة برمانا الإنجليزية في لبنان، ثم بالجامعة الأمريكية في بيروت، وحصل على الماجستير في العلوم السياسية، ثم الدكتوراه من جامعة لندن عن رسالته: الحركة الوطنية الفلسطينية ومعارضتها للانتداب والصهيونية. انتسب إلى حزب البعث سنة ١٩٥٨م، وأصبح أمينًا لسر شعبة فلسطين ولبنان بالحزب، وعمل في وزارة الإرشاد والأنباء الكويتية، ثم في صحيفة الأحرار البعثية اللبنانية. احتير عضوًا في المحلس الوطني الفلسطيني، وانتحب عضوًا في القيادة القومية لحزب البعث، ثم أمينًا عامًا لجبهة التحرير العربية، ثم عضوًا في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير. أنشأ المؤسَّسة العربية للدراسات والنشر، وترأس تحرير محلة (قضايا عربية) منذ صدورها ١٩٧٤م، كما أنشأ المركز العربي للدراسات الاستراتيجية، ومركز العالم الثالث للدراسات والنشر، ومحلة (فلسطين الحرة) باللغة الإنجليزية في لندن ورأس تحريرها. توفي في حادث اغتيال داخل مكتبه في بيروت بتاريخ ١ ربيع الأول، ٧ كانون الأول (ديسمبر)، ودفن في عمّان. من كتبه: المطامع الصهيونية التوسعية، المقاومة الفلسطينية والنضال العربي، دراسات ومطالعات فلسطينية، المزارع

الجماعية في إسرائيل، تاريخ فلسطين الحديث، وثائق المقاومة الفلسطينية ضدً الاحتلال البريطاني والصهيونية من ١٨ العرب والقضايا الاستراتيجية الراهنة، موسوعة السياسة (مع آخرين)، النظرية الاجتماعية/ ج. ه. كول (ترجمة)، القضية الفلسطينية، العرب والإمبريالية، الصهيونية والإمبريالية العنصرية(١).

# عبدالوهاب محمد = عبدالوهاب محمد الصافي

عبدالوهاب بن محمد السماوي (۱۳۳۰ – ۱۹۱۱ه = ۱۹۱۱ – ۱۹۹۱م) عالم قاض أديب.



مولده في العرّ، هجرة في عزلة الصفا باليمن. عالم في فروع الفقه وأصوله، والمعاني والبيان والنحو، مع معرفة بعلوم السنة، شاعر أديب. تولَّى القضاء في عدد من النواحي، وفي العهد الجمهوري تولَّى منصب محافظ لواء رداع، ثم كان وكيلًا لوزارة العدل، فوكيلًا لوزارة الأوقاف، ثم رئيسًا للشعبة وكان عضوًا في الهيئة العلمية لتقنين أحكام الشريعة الإسلامية. شارك الأحرار ضد النظام الملكي. توفي بصنعاء في ٢٧ ربيع النحر، الموافق ٥ تشرين الثاني.

(۱) موسوعة كتاب فلسطين في القرن العشرين ص٢٩٤٠ الموسوعة الصحفية العربية ١/ ٩٧، عائلات وشخصيات من يافا ص ٣٥٠، التذكرة في أحداث القرن العشرين ص٤٩، الإرهاب يؤسس دولة ص٣١٣، موسوعة أعلام فلسطين م/ ٢٤٢.

من آثاره: التعامل في الإسلام<sup>(٢)</sup>.

عبدالوهاب محمد الصافي (۱۳۱۸ - ۱۶۰۹ه = ۱۹۰۰ - ۱۹۸۹م) (تكملة معجم المؤلفين)

عبدالوهاب محمد الصافي (۱۳۶۹ – ۱۹۲۱ه = ۱۹۳۰ – ۱۹۹۹م) شاعر غنائي.



من مواليد القاهرة، والده من رجال الأزهر. بدأ موظفًا بشركة مصر للبترول، وظلً بحا إلى أن تفرَّغ للأدب، وشارك في كتابة الأغاني للعديد من المسرحيات المشهورة، والمسلسلات التلفزيونية، وذاع صيته، فأقبل المطربون والمطربات يقبلون على كلمات أغانيه، منهم المشاهير، وترك رصيدًا كبيرًا من الأغاني، بلغ ألف أغنية، على حدِّ قول جريدة الأهرام. مات في ٢٤ شعبان، ١٥ يناير (٣).

عبدالوهاب محمد عبدالوهاب (۰۰۰ – ۱٤۲٦ه = ۰۰۰ – ۲۰۰۵م) (تکملة معجم المؤلفين)

عبدالوهاب بن محمد القنواتي (۱۳۰۹ – ۱۳۹۹هـ = ۱۸۹۱ – ۱۹۷۹م) (تكملة معجم المؤلفين)

 <sup>(</sup>۲) هجر العلم ومعاقله ۳/ ۱٤۰۷، معجلم البلدان والقبائل اليمنية ۱/ ۸۱۰.

<sup>(</sup>٣) شعراء أم كلثوم ص٢٥١، أهل الفن ص١٩٤٠.

# عبدالوهاب محمد المسيري (١٣٥٧ - ١٤٢٩هـ = ١٩٣٨ - ٢٠٠٨م) كاتب موسوعي علَّامة، مفكر إسلامي، متخصص في الفكر اليهودي والصهيوني

وتاريخه. اسمه الكامل: عبدالوهاب محمد أحمد علي غنيم سالم عز المسيري.



ولد في دمنهور بمصر. حصل على إجازة في اللغة الإنجليزية من جامعة الإسكندرية، ثم الدكتوراه من جامعة رتحزر زيثهمب من أمريكا، عمل أستاذًا في كلية البنات بجامعة عين شمس، وفي عدة جامعات عربية، منها جامعة الملك سعود بالرياض، كما عمل أستاذًا زائرًا بأكاديمية ناصر العسكرية، وجامعة ماليزيا الإسلامية. وكان عضوًا بمجلس الخبراء في مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام، ومستشارًا ثقافيًا للوفد الدائم لجامعة الدول العربية لدى هيئة الأمم المتحدة بنيويورك، وعضوًا بمجلس الأمناء لجامعة العلوم الإسلامية والاجتماعية بليسبرج في ولاية فيرجينيا بأمريكا، ومستشار التحرير في عدد من الحوليات التي تصدر في إيران وماليزيا وأمريكا وإنحلترا وفرنسا، وكان من مؤسّسي جمعية مصر للثقافة والحوار، وأحد مؤسّسي «حزب الوسط» الذي مات وهو تحت التأسيس. عضو مؤسِّس في حركة «كفاية» وأحد قادتها البارزين، ورئيسها، التي كانت

تدعو الرئيس حسني مبارك إلى التنحي عن الحكم (كفاية) بعد حكم عقود من الزمن، كما رأس الحركة المصرية من أجل التغيير. وعندما أراد أن يتزوج من «دكتورة»، استشار الحزب الشيوعي، الذي كان من أعضائه في ذلك الوقت، فنُصِحَ بالامتناع عن ذلك، بحجة أن زواج الماركسي من بورجوازية يخلق منازعات لا نهاية لها! وقد بدأت رحلته مع «الفكر الصهيوني عام ١٣٨٩هـ (١٩٦٩م) عندما قدمه أسامة الباز لحمد حسنين هيكل (الصحفي)، فعيَّنه مستشارًا في مكتبه عندما كان وزيرًا للإرشاد، وأرسله بعد ذلك إلى أمريكا، ووضع تحت تصرفه مبلغًا كبيرًا من المال، لشراء ما يريد من كتب عن الصهيونية والكيان اليهودي، لمكتبة مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام، حيث أسند إليه منصب المسؤول عن الفكر الصهيوني به. ومن هنا بدأت رحلته المذكورة، وكان ينظم الشعر الحديث ويترجمه، ويكتب في تحليله، ويُقبل على الأوبرا والمعارض الفنية والفنون الشعبية، والأزياء، وكان من هواة جمع لوحات الفنانين بتوقيعاتهم، وأن لديه كمًا هائلًا منها، قد لا ينافسه فيها أحد. كما كتب للأطفال، وقد حصل عام ١٤٢٠هـ على الجائزة الأولى للتأليف للأطفال، وصمَّم لنفسه قميصًا يتفق مع الأوضاع البيئية والثقافية، فالقميص لا رقبة له «ما فائدة الرقبة في بلادنا سوى أن نضطر إلى غسلها وكيِّها؟!». وكتب في تحليل علمي الأمور التي تؤدي إلى انحيار أو زوال الكيان

ويسألونه: أصبحت مشهورًا بأنك صاحب الموسوعة، ألا يضايقك هذا التحديد؟!.. فيجيب: لا أدري، وربما يرضيني بعض الوقت باعتبارها إنجازًا لا بأس به على الإطلاق، وإن كنت بصراحة أحبُّ أن يقال عنى المفكر الإسلامي، فأنا أتصور

بعد طول بحث دام عشرات السنين أنني قد وصلت إلى محطتي الأحيرة.

يقول بعد تركه الماركسية: إنه لم يكفر بالله قط، ولم يتحول إلى الإلحاد، ولكنه اعتنق الفكر الماركسي كفلسفةٍ تُقدم أجوبة عن الأسئلة الكبرى، وإن رفاقه وزملاءه كانوا يطلقون عليه لقب «الماركسي المسلم»، وإن تحوله جاء بعد اكتشافه المبكر فشل الفلسفة الماركسية في وضع حلول حقيقية، وأجوبة تامة عن أسئلة الوجود الكبرى؟ وذلك قبل فشل التطبيق للنظرية في الدول الاشتراكية والشيوعية. كان تحوَّله الفكري هذا مع آخرين مقويًا للمعسكر الإسلامي. وامتدَّ نقده للماركسية بصورة أعمق إلى الأم الحقيقية للفلسفات الوضعية الإلحادية، وهي (العلمانية)، وساعدت دراسته للأدب الغربي وتدريسه لمدارسه المختلفة، وتطوراته الفكرية في التعمق في دراسة جذور العلمانية الغربية، وإفرازاتها الفلسفية والتطبيقية؛ مما مكنه من بلورة نظرية كاملة عن العلمانية الكلية والعلمانية الجزئية. اكتشف جوهر الفكرة العلمانية ودلَّ عليها، وهي تعني تأليه الإنسان، وتحويل كل قيمة إلى شيء وسلعة يمكن تسويقها وبيعها، في مقابل عبودية الإنسان لله، وفكرة القيم المطلقة التي يأتي بها الدين، كالصدق، والأمانة، والإحلاص، وغيرها. وكان كتابه عن العلمانية من الكتب الثقيلة فكريًا، العميقة جدًّا، التي يصعب قراءتما. وكان يوجه تلامذته، بغية فهم المشروع الصهيوني، وفك الاشتباك بين اليهودية كدين، والصهيونية كمشروع سياسي عنصري، وجاهد كثيرًا ليثبت أنَّ المشروع الصهيوني ليس إلا مشروعًا وظيفيًا للمشروع الغربي الاستعماري، الذي يريد الإبقاء على تمزق الأمة العربية، ومنع قيام أي مشروع نحضوي حضاري في هذه المنطقة، لا على أساس الإسلام، ولا على أساس العروبة.. واختلف في أخرياتِ

حياته - رغم المرض المنهك - عن جمهرة المفكرين، فقرًر النزول إلى الشارع مناضلًا متحركًا ضدً الفساد والاستبداد، وقبِل أن يكون المنسّق العام للحركة المصرية من أجل التغيير «كفاية»، التي تضمُّ أفرادًا من كافة والتي تواجه النظام المصري بصوتٍ عالٍ مدوِّ «لا للتمديد ولا للتوريث.. لا للفساد ولا للاستبداد». وقبِل أن يكون ضحية للإجراءات الأمنية القمعية التي لم تأبه ولا لمرضه المنهك العضال، وحاصرته أكثر من مرة، وتحرّشت به في المظاهرات، ولم يمن مرة، وتحرّشت به في المظاهرات، ولم يعته من الاستمرار لآخر لحظة في حياته.

ومن أبرز إنجازاته «موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية: نموذج تفسيري جديد» من ثمانية بحلدات، ويقول: "إن الأيديولوجية الصهيونية أخفقت، ولم تعد مرجعية للإسرائيليين، لأن أحد أهم بنودها كان يقوم على أن فلسطين أرض بلا شعب، فيما ثبت العكس. فهناك شعب ومقاومة، بل إن المقاومة أخذت تحسن نفسها كمًّا وكيفًا على مدى السنين، واستمرارها عبر الكثير من المعادلات داخل المجتمع الصهيوني، وترك أعمق الآثار فيه... وأن الصهيونية ليست حركة يهودية، بل حركة استعمارية استيطانية احتلالية".

مات يوم الخميس ٣٠ جمادى الآخرة، ٣ تموز (يوليو).

ذكر بعد وفاته أن للإعلامية سوزان حرفي كتاب: «حوارات مع الدكتور عبدالوهاب المسيري».

ومما صدر فيه:

في عالم عبدالوهاب المسيري: حوار نقدي حضاري/ قدم له محمد حسنين هيكل،

07310.

عبدالوهاب المسيري فارس التغيير/ أصدره تلامذته وأصدقاؤه، ٩ ٤٢٩ هـ.أ

عبدالوهاب المسيري من المادية إلى الإنسانية الإسلامية/ ممدوح الشيخ.

ومن عناوين مؤلفاته العديدة غير ما ذكر عن موسوعته: الأدب والفكر، الانتفاضة الفلسطينية والأزمة الصهيونية، الجمعيات السرية في العالم، الحداثة وما بعد الحداثة (مع فتحي التريكي)، رحلتي الفكرية في البذور والحذور والثمار، العلمانية تحت المجهر (مع عزيز عظمة)، الفردوس الأرضي، فكر حركة الاستنارة وتناقضاته، قضية المرأة بين التحرير والتمركز حول الأنثى، اللغة والمجاز، نهاية التاريخ... وغيرها عما أوردته في رتكملة معجم المؤلفين)(۱).



عبدالوهاب محمود حومد (۱۳۳۶ – ۱۲۲۱ه = ۱۹۱۵ – ۲۰۰۲م) حقوقی وزیر

(۱) الأهرام ع ٤٤٤٠٥ (١/٧/١ ١ه) وأعلاد تالية منها، العالم (شعبان ٤٤٤٠ه) ص٥٢، وذو الحجة ٤٤٠٠ هر ص٠٣، أحوال المعرفة (شوال ١٤٢١ه) ص٢٦، القافلة (محرم ١٤٢٣ه) ص٠١، الإعلام والاتصال (ربيع الآخر ١٤٢٨ه) ص٥٤، المجتمع ع ١٨١٠ (١٠٠٨/٧/١)، موسوعة أعلام الفكر العربي ص٢٠٤، أعلام الفكر العربي ص١٢٠، أعلام الفكر العربي ص١٢٠،



من حلب. مجاز في الحقوق والآداب. نال الدكتوراه وشهادة العلوم الجنائية من جامعة باريس. مارس المحاماة في حلب. درَّس القانون الجنائي في الجامعة السورية. انتخب نائبًا عن حلب في الجمعية التأسيسية. كان مقررًا للجنة الدستور في الجمعية التأسيسة الثانية. وزير المعارف، ثم المالية، ثم العدل. وذكر أنه من أبرز الليراليين السوريين، ومهندس الدستور السوري عام السوريين، ومهندس الدستور السوري عام وأحد مؤسسيه. وقد حصل على وسام من يوغسلافيا الشيوعية آنذاك.

#### عبدالوهاب حومد (خطه)

من عناوين كتبه: المدخل إلى دراسة الحقوق الجزائية العامة، الإجرام السياسي (بالفرنسية، رسالته في الدكتوراه)، الاعتداء على سلامة الدولة الخارجية (بالفرنسية)، تطور فكرة المسؤولية الجزائية، الإجرام الدولي، الوسيط في شرح القانون الجزائي الكويتي: القسم العام، دراسة معمقة في الفقه الجنائي المقارن، الوسيط في الإجراءات الجزائية الكويتية. وله كتب أخرى ذكرت في (تكملة معجم المؤلفين) (٢).

(٢) معجم المؤلفين السوريين ص١٥٧، من هم في العالم

## عبدالوهاب مدوَّر (۱۳۵۳ – ۱۹۳۶ه؟ = ۱۹۳۴ – ۲۰۰۳م) ضابط کاتب مترجم.



ولد في دمشق. حصل على دبلوم تربية من جامعة دمشق، وشهادة ضابط ركن من أكاديمية الأركان العليا، وشهادات في اللغة الروسية والإنجليزية والألمانية والفرنسية من عدة معاهد. درَّس اللغة الروسية، رئيس مكتب ترجمة في هيئة التدريب والأكاديمية العسكرية العليا، رئيس فرع التخطيط في مكتب تأمين الجيش، عضو جمعية الترجمة باتحاد الكتاب العرب.

له مؤلفات وترجمات، منها: جوكوف (ترجمة)، الاستراتيجية الأمريكية الجديدة (ترجمة)، كتيبة المشاة المحمولة، المأثرة الخالدة للشعب السوفيتي (مشاركة في الترجمة)، مذكرات المارشال جوكوف، هكذا بدأت الحرب/ بحرميان (ترجمة)، هكذا سرنا إلى النصر/ بحرميان (ترجمة)، حوار مع بوتين/ هاني لبيب (ترجمة)، وذكرت له كتب هايي لبيب (ترجمة)، وذكرت له كتب المؤلفين)(۱).

## عبدالوهاب مطاوع = محمد عبدالوهاب بن محمد مصطفى

العربي ص٢٠٤، مثة أوائل من حلب ص٨٠، الموسوعة العربية الميسرة ٨/ ٦٧٠. (١) تراجم أعضاء اتحاد الكتاب ص١٠٧٦.

## عبدالوهاب بن منصور (۱۳۳۹ – ۱۲۲۹ه = ۱۹۲۰ – ۲۰۰۸م) مؤرِّخ وطنی حکومی.



من مواليد مدينة فاس من أصل جزائري، حاصل على الشهادة العالية من جامعة القرويين. عمل نائبًا لمدير الإذاعة منذ أوائل إنشائها (١٣٧٧هـ) ثم كان مديرًا لها وللتلفزيون، واضطلع بمسؤوليات دقيقة في حكم ثلاثة ملوك: محمد الخامس، والحسن الثاني، ومحمد السادس، فكان مدير الشؤون السياسية بوزارة الداخلية، ومشرفًا على المطبعة الملكية، ومديرًا للوثائق الملكية، وعضوًا بالمحلس الأعلى للتخطيط، وشغل منصب رئيس الديوان الملكي، وعيَّنه الملك الأخير رئيسًا للقسم السياسى فيه، كما لقبه الحسن الثابي بمؤرِّخ المملكة، وأوكل إليه الإشراف على إدارة ضريح والده الملك، فقد كان يزوره أعلام من الشخصيات الأجنبية. وأكب الشأن الثقافي ونشر العديد من المقالات والدراسات في الصحف والجلات، وكان انشغاله الأساسي بالتاريخ الرسمي، وترك في ذلك آثارًا عديدة في صور موسوعات وتحقيقات ومصنّفات، وكان عضوًا مؤسّسًا. لأكاديمية المملكة المغربية، وأشرف على إصدار حوليات «انبعاث أمَّة»، التي وصلت إلى (٥٣) مجلدًا، ودوَّن الكثير من تفاصيل الحياة اليومية للحسن الثاني في القصر الملكي. توفي يوم الأربعاء ١٤ ذي القعدة، ١٢ تشرين الثاني (نوفمبر).

من مؤلفاته: أحمد بن قاسم الفقاي الحجري: آخر موريسكى يؤلف بالعربية ويدافع جهرة عن الإسلام، أخبار المهدي بن تومرت وبداية دولة الموحدين للبيذق (تحقيق)، اختصار الأخبار عما كان بثغر سبتة من سنى الآثار للسبتى (تحقيق)، أعلام المغرب العربي، بُلغة الأمنية ومقصد اللبيب فيمن كان بسبتة في الدولة المرينية من مدرس وأستاذ وطبيب لمؤلف مجهول (تحقيق)، التحفة السنية بالرحلة الملكية الحسنية إلى العاصمة الجزائرية، جني زهرة الآس في بناء مدينة فاس لعلى الجزنائي (تحقيق)، الحسن الثانى: حياته وجهاده ومنجزاته، حفريات صحراوية مغربية، الرحلة الملكية إلى المملكة المتحدة البريطانية ١٨ - ١٨ يوليو ١٩٨٧م، روضة الآس العاطرة الأنفاس في ذكر من لقيته من أعلام الحضرتين مراكش وفاس للمقري (تحقيق)، قبائل المغرب، ملف الصحراء المغربية. وكتب أخرى له في (تكملة معجم المؤلفين)(٢).

## عبدالوهاب المؤيد = عبدالوهاب بن علي المؤيد

عبدالوهاب نجم العكيدي (١٣٤٥ - ١٤١٩ه؟ = ١٩٢٦ - ١٩٩٨م) (تكملة معجم المؤلفين)

**عبدالوهاب الوكيل** (۱۳۶۸ - ۱۶۱۷ه؟ = ۱۹۲۹ - ۱۹۹۱م) (تكملة معجم المؤلفين)

# عبدالوهاب بن يوسف الزياني (١٠٠٠ - ١٤٢٩ هـ = ٢٠٠٨ - ٢٠٠٨م) (تكملة معجم المؤلفين)

(٢) الشرق الأوسط ع ١٠٩٤٤ (١/١١/٦) ١٩٤٩هـ) مما
 كتبه محمد بوخزار، دليل أكاديمية المملكة المغربية ص ٦١،
 تراجم الشعراء والأدباء ص ١٨٨، مع إضافات.

### عبلة أيوب الخوري $(\Lambda^{\gamma\gamma} I - \gamma I \pm I \alpha = P I P I - \gamma P P I \alpha)$ مذيعة كاتبة.

أحد الرعيل الأول المؤسس للعمل الإذاعي في لبنان. عملت في الإذاعة السورية وفي إذاعة الشرق الأدنى، وأمضت سنوات طويلة في الإذاعة اللبنانية، رافقت خلالها الحياة الأدبية والثقافية قارئة ومقدِّمة، كما عملت في القسم العربي بالإذاعة البريطانية. وتقاعدت عن العمل الإذاعي قبل سنوات من وفاتما، حيث انصرفت إلى الكتابة. لها من الكتب: فائزون بجائزة نوبيل للآداب(١).

## عبلة معن أبو نوَّار (PTY1 - YY31a = P3P1 - 11.7a) كشفية قيادية.

درست الابتدائية في رام الله، وأكملت دراساتها العليا في الأردن، فحصلت على الماجستير في الإرشاد النفسى من الجامعة الأردنية، والدكتوراه في الإرشاد التربوي من جامعة عمّان العربية، بدأت معلمة للغة الإنجليزية، ثم انتسبت إلى حركة المرشدات والكشافة، وارتقت إلى مرشدة ثم قائدة. وصارت مسؤولة عن المرشدات في عمّان الكبرى، ثم في وزارة التربية، مديرة إدارة النشاطات التربوية، رئيسة اتحاد الرياضة للجميع، وكانت عضوًا شرفيًا دائمًا في الجمعية العالمية للمرشدات، فنائبة رئيس اللجنة الأولمبية، ومثّلت الأردن في كثير من المؤتمرات والندوات والنشاطات العربية والإقليمية والدولية، وتتلمذ عليها مئات القادة والقائدات في وزارة التربية ووزارة الشباب. توفيت يوم ١٢ محرم، ٧ كانون الأول.

(١) نساء من بلادي ص٣٧٠، الفيصل ع ١٩٣ (رحب ١١٤١٣هـ) س٤١٢.

وصدر لها: ألعاب الكشافة والمرشدات(٢).

## عبود أحمد عبود (TTT1 - A131a = T1P1 - VPP1a) (تكملة معجم المؤلفين)

## عبود حدّاد ( . . . - ٧٢٤ / ٩ = . . . - ٢ . . ٢ ٩) (تكملة معجم المؤلفين)

## عبود خير الله عبود

صاحب «دار الجيل» بلبنان. من رواد النشر بالعالم العربي، الأمين العام لاتحاد الناشرين العرب وأحد مؤسّسيه. أصدر نحو (۲۵۰۰) إصدار. مات نحو ۲۳ شعبان، ٢٤ آب (أغسطس).



## عبود عبدالعال (at . . 9 - . . . = a) £ 4 - . . . ) موسيقار.



اسمه الحقيقي «عبدالرحمن عبدالعال». من لبنان. أسَّس فرقته الموسيقية «الأوتار الذهبية » وقادها سنوات، قبل أن تضطره

(٢) موقع الساق الكشفية (إثر وفاتها)، وكالة عمون الإخبارية ٢٠١٢/٦/١٢م، وإضافات.

الحرب اللبنانية إلى مغادرة بلده والتنقل بين العواصم العربية، واستقرّ في لندن لعشرين عامًا. درس الموسيقي الغربية وأتقن العزف، ثم تحوَّل إلى الموسيقي الشرقية، وصار أبرز عازف كمان في الوطن العربي. مات يوم الاثنين ١٠ ربيع الآخر، ٦ نيسان (أبريل)<sup>(۳)</sup>.

عبود عبداللطيف البلداوي (VTY1 - Y131a = 1191 - TPP1a) (تكملة معجم المؤلفين)

عبود بن مهدي الشالجي (2771 - 71316 = 1191 - 79919) محام، أديب، محقق.



من مدينة شلج إحدى مدن الدجيل في العراق. أُجيز من كلية الحقوق سنة ١٣٥٠ه. قاض، ثم محام ٣٠ سنة. انتقل إلى لبنان فأقام في بحمدون عاكفًا على التحقيق والتأليف، ثم قبرص، فلندن، حيث توفي هناك يوم الأحد ٢٦ ذي القعدة، ١٤

من آثاره المطبوعة: الرسالة البغدادية لأبي حيان التوحيدي (تحقيق)، أحوال بغداد في القرن التاسع عشر (ترجمة)، الفرج بعد الشدة للمحسِّن التنوخي (تحقيق)، موسوعة الكنايات العامية البغدادية، الكنايات العامية البغدادية، موسوعة العذاب، نشوار المحاضرة وأخبار المذاكرة للمحسّن التنوخي

(٣) المستقبل (لبنان) ٧/٤/٧ . ٢م).

(٨ مج، تحقيق).

كتبه المخطوطة: آداب الطعام، الألقاب، الرواتب في الإسلام، آخر كلمات فاه بما العظام، الطرائف (عدة أجزاء)، الأثمان والصداق، الطب والجراحة في الإسلام، شعر الحسين بن الحلاج(١١).

عبود الهيمص الذياب (١٣٢٢ - ١٤٠٩ه = ١٩٠٤ - ١٩٨٩م) (تكملة معجم المؤلفين)

عبيد عبدالله مدني (۱۳۲۳ – ۱۳۹۱ه = ۱۹۰۰ – ۱۹۷۱م) أديب مؤرِّخ.



ولد في المدينة المنورة من أسرة وجيهة ثرية. درس في المدرسة الفيصلية الهاشمية، ثم في المسجد النبوي، وتتلمذ على الشيخ محمد الطيب بن إسحاق الأنصاري خاصة. اعتبره بعض الأدباء رائد الأدب الحديث في المدينة المنورة، حيث نظم الشعر، وكتب في الأدب، وقلد الكبار من أدباء العرب، وقرأ كتبهم. ثم عين عضوًا بمجلس الشورى في مكة المكرمة عن المدينة المنورة. وقضى في مكة المكرمة عن المدينة المنورة. وقضى المدينة». توفي في الخارج يوم الجمعة ١٢ دى القعدة.

 (١) جمالس الأدب في بغداد ص١٨٨، معجم المؤلفين العراقيين ٢/ ٣٧٠، عالم الكتب (شوال ٤٠١١هـ) ص٣٥٣، معجم المؤلفين والكتاب العراقيين ٥/ ٢٣٢ (ووفاته في هذا المصدر ٨٠١٤هـ)، موقع مجلة شعوب (لم يتبين لي العدد).

من شعره:

قنعتُ من السعادة بالكتاب

وعفت مباذل الدنيا الكذاب وحدث به من اللذات ما لم

أجده في الأمانيّ العذابِ يحدثني ولست أملُ مهما أطلُ ولا يملُ من الخطاب

جمع مكتبة ضخمة تحتوي على ما يزيد عن ٢٥٠٠ كتاب و١٥٠ مخطوطة، بعضها تعود إلى القرن السادس أو السابع الهجري.



عبيد مدني (خطه)

وكتبت فيه رسالة ماجستير من جامعة الإمام بعنوان: الشاعر والمؤرخ عبيد مدني: حياته وشعره/ إبراهيم المطوع، ونشر في جدة، ١٤١٩هـ.

وصدر بعد وفاته ديوانه: المدنيات (٣ج). وله أيضًا: معلمة تاريخ المدينة (لم أره مطبوعًا) ذكر أنه يقع في حوالي ١٢ محلدًا . وذكرت له كتب أخرى أظنها داخلة في كتابه «معلمة تاريخ المدينة»(٢).

**عبيد مثنى الحاج** (۱۳۹۰ - ۱۶۳۶ه = ۱۹۷۰ - ۲۰۱۳م) ضابط إعلامي (عقيد ركن).

(٢) أعلام الحجاز في القرن الرابع عشر للهجرة ٢/ ٢٥٧، الموسوعة الأدبية ٢/ ١٩٤٧، معجم الكتاب والمؤلفين في السيودية ص١٩٤٨. وورد اسمه في المصدر الأخير: «السيد عبيد...»، معجم مؤرخي الجزيرة العربية ١/ ١٣٢، شعراء العصر الحديث في جزيرة العرب ١/ ٢٦٠، ملحق الأربعاء (التابع لجريدة المدينة) ١٤١٣/٢/٢٨.



ولد في قرية الحاضنة عديرية ردفان في محافظة لحج باليمن. نال شهادة الماجستير في الصحافة، ومثلها في العلوم السياسية، ودبلوم في العلاقات الدبلوماسية الدولية، عمل سكرتيرًا إعلاميًا لوزارة الدفاع، وسكرتيرًا لتحرير مجلة الجيش، ونائبًا لرئيس تحرير صحيفة ٢٦ سبتمبر، ومديرًا لإدارة الصحافة والنشر بدائرة التوجيه المعنوي (في الجيش)، ونائبًا لرئيس مركز المعلومات. الجيش)، ونائبًا لرئيس مركز المعلومات. في الهند ومات هناك. ودفن في قريته يوم في الثلاثاء ٢ شوال، ١٣ آب (أغسطس). كتبه: صفحات منسية من تاريخ الثورة، عبقرية الإنقاذ والتحديث، وجدانيات، رجل التحدي والوفائق.

وذكر له (تحت الطبع): السعودية: ينابيع العطاء ونسائم المعاصرة، المرتزق بوب دينار، وجهًا لوجه، أفكار وحلول، جمهورية التغيير ").

عبيد محمد عنان (۲۰۰۰ – ۲۲۲۱ه = ۲۰۰۰ – ۲۰۰۰م) (تكملة معجم المؤلفين)

عبيدالله بن محمد أمين الكردي (٠٠٠ - نحو ١٤٢٣هـ = ٠٠٠ - نحو ٢٠٠٢م) عالم وجيه.

(٣) صحيفة ٢٦ سبتمبر ٢٠١٣/٨/١٣م، سبأ نت ١٣/٨/١٢م، الجمهورية (اليمن) بالتاريخ السابق، وبتاريخ ٨ أغسطس.



من المدينة المنورة. من أسرة علمية. صاحب فضل ووجاهة ، كتب وشارك وربَّى، وقدَّم برامج إسلامية في التلفاز.

من مؤلفاته رحمه الله: الكعبة المعظمة والحرمان الشريفان: عمارة وتاريخ، تاريخ معالم المدينة المنورة قديمًا وحديثًا/ أحمد ياسين الخياري (تعليق وتخريج)، الجندية قديمًا وحديثًا/ للخياري (تعليق وتخريج)، حمام الحمى الحجازي/ للخياري (تعليق وتخريج)، دليل المدينة المنورة للحاج والزائر (مع عبدالعزيز محمد كابلي)(١).

## عبيدالله بن محمد عبدالسلام الرحماني المباركفوري (VYW1 - 313 Pa = P.P1 - 3PP19) عالم فقيه محدِّث.

تلقى علومه على كبار الأساتذة في الهند، وتخرج عام ١٣٤٥ه في المدرسة الرحمانية في دهلي، وعُيِّن مدرسًا فيها. اضطرَّ أثناء استقلال الهند إلى ملازمة بيته والاشتغال بالتأليف والإفتاء نتيجة ضياع المدرسة الرحمانية. وكان قائد جماعة أهل الحديث في شبه القارة الهندية، ونائب رئيس هيئة الأحوال الشخصية لمسلمي الهند، وعضوًا كبيرًا في هيئة التعليم الديني بولاية «أترابراديش»، إضافة إلى عضويته وقيادته لعدد من المؤسّسات التعليمية والدينية. توفي يوم ٢٢ رجب في مباركفور بمديرية أعظم كره.

(١) ذكر لى أن له ترجمة في كتاب «طيبة وذكريات الأحبة» ولم بحتم لدي أجزاؤه لأنقل منه.

وله تصانيف عديدة باللغتين العربية والأردية، على رأسها شرحه الضافي لمشكاة المصابيح: «مرعاة المفاتيح في شرح مشكاة المصابيح». وله بالأردية: تاريخ المنوال، فضائل الصيام وأحكامها، حكم التأمين في

عبيدالله المباركفوري (خطه وختمه في إجازة له برواية الكتب الستة وغيرها عنه)

ني ٣/ شوال ١١١١ السوافق المرابيل ١٩٩٩م.

وصل انه تعالى على خير خلقه محمد آله وأصحابه وبارك وسلم.

مؤلف ﴿ إِنَّافَ الْأَكَابِرِ ۚ وَبَاقَ الْإِسْنَادَ مُكْتُوبٍ فِيهِ . قَلْتَ : وقيدٍ صحبت ولازمت شيخنا الأجل المباركفوري

سنتين كاملتين لاعانته على تحرير الربعين الاخيرين: النالث والرأبع من « تمفة الاحوذى ، وقرأت عليه أماراةًا من الصحاح السنة وغيرها من كتب الحديث وشبئا كثيرا من شروح الحديث، وقدراً معنداً به من مقدمة ، ابن الصلاح،.

وقىد كَنت قرأت عليسم قبل ذلك أوائل ، جامع الترمذي ، و . السراجيسة ، في علم الفرائض وبذلت جهدي في

الاستغراف من بحار علومه والاستفادة من فوائده و التأدب بآدابه. و أوصى المجاز الهذكور بتقوى الله في السر والعلائية والاعتمام بحبل إنه الكتاب والسنة السنية واتباع السلف الصالح في فهم مرادهما , وأن يلزم على نفسه

إَحَيا. السَّن وإشاعتها وإمانة البدع ومحوها بلا خوف لومة لائم، وأن لا ينساني في صالح دعوائه في خلواته وجلواته

في حياتي وعاتي. وأسأل افه تعالى أن يوفقه وإياى لما يجبه و يرضاه. وأن يجعل آخرتنا خيراً من الاولى. والحد يت رب المسالمين أولاً وآخراً وظامراً وباطناً . و حسبنا انه ونعم الركيل . ولا حول ولا قوة إلا بانه العلي العظيم .

> المحمز المترقي إلى الله المال المالية

> > الإسلام.. إضافة إلى فتاوي ومقالات في محلات وجرائد قديمة <sup>(۲)</sup>.



أبو عبيدة البنشيري = على أمين الرشيدي

أبو عبيدة مجذوب (POT1 - V121 a = +3P1 - VPP1 ) طبيب إعلامي.

من أم درمان. تخرج في جامعة الإسكندرية، وواصل دراساته العليا في جامعات ليدز بإنحلترا وجونز كويكنز بأمريكا وأوسلو بالنرويج. أستاذ التعليم الصحى والصحة

 (۲) الداعى (الهند) س ۱۷ ع ۷ – ۸ (شوال ۱٤۱٤هـ) ص٤١، تذكير النابحين للمدخلي ص ٤٣٤، آفاق الثقافة والتراث ع ٤ (شوال ١٤١٤هـ) ص١٢١، الفيصل ع ٢٠٧ (رمضان ١٤١٤هـ)، وفي المصدرين الأخيرين أنه توفي عن عمر يناهز ٨١ عامًا، وأنه توفي «مؤخرًا»، مع إثبات سنة الولادة: ١٩٠٩م. الأصالة ع ٩ (١٥/٨/١٤١٨م) ص٨٣، وع ۱۲ (۱۷/۱۵/۱۸هـ) ص٤٤، البعث الإسلامي (شوال ١٤١٤هـ) ص٩٥. وخطه من ملتقى أهل الحديث.

العامة في كلية العلوم الطبية بجامعة الملك سعود. عمل مدة طويلة في محال التوعية الصحية، وقدَّم برنامجين بثَّهما التلفاز السوداني بعنوان «حياتك»، و«طبيب الأسرة»، كما عمل في السعودية مستشارًا للتصنيف الصحى والصحة العامة بوزارة الصحة، وشارك في تنظيم دورات تدريبية لمركز البحوث والتدريب التابع لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية. وكان له دور كبير في محال العمل الإعلامي والتوعية العلمية على المستوى الدولى، فنال شهادات تقديرية وتكريمًا من الولايات المتحدة الأمريكية والكويت واليمن وسلطنة عمان والمنظمة العربية للتربية والعلوم والثقافة. مات في شهر ذي الحجة بالرياض(٣).

عبير أحمد عياش (7. T - 3 7 3 1 a = 7 7 7 1 - 7 . 7 9) (تكملة معجم المؤلفين)

عبير عبدالرحمن البكر (77.1 - P731a = 77P1 - A., 7a) (تكملة معجم المؤلفين)

(٣) الفيصل ع ٢٤٧ ص١١٥.

## عبيس كريم هاشم (۱۹۱۳ - ۱۹۱۳ه = ۲۰۰۰ - ۱۹۹۳م) (تكملة معجم المؤلفين)

## عتيق الرحمن عزيز الرحمن العثماني (١٣٢١ - ١٩٨٤ هـ = ١٩٠٣ - ١٩٨٤ م) عالم داعية وجيه.

ولد في ديوبند من أسرة علم ودين، وكان أبوه رئيس هيئة الإفتاء بجامعة ديوبند، وعمه هو المحدِّث النابغة شبير أحمد العثماني، الذي عُرف بشيخ الإسلام في باكستان. قضى عمره في الخدمات الدينية والعلمية والاجتماعية، فقد رأس لمدة طويلة المحلس الاستشاري الإسلامي، الذي يعتبر جبهة موحدة للجماعات الإسلامية المختلفة للدفاع عن حقوق المسلمين، وقد تشكل الجلس عام ١٣٨٤ه في أعقاب الجازر الدموية التي وقعت ضد المسلمين في مدينة راوركيلا وجمشيدفور، وكان المحلس يحظى بثقة واحترام الأوساط المختلفة، وقد شكل مع الشيخ أبي الليث الإصلاحي أمير الجماعة الإسلامية والشيخ أبي الحسن الندوي المراجع الرئيسة للمسلمين في الهند. وأنشأ مجمعًا علميًا في دلهي عام ١٣٥٧هـ، وفي عام ١٣٦٧هـ تعرض الجمع لهجوم من قبل جماعة من الهندوس فأحرقوه وحاولوا قتله، إلا أنه نحا من أيديهم ليعود إلى بناء الجمع من جديد، ويصدر محلة علمية راقية باسم «برهان»، وقد صدر عن المحمع ما يزيد على ١٥٠ كتابًا تعالج القضايا الإسلامية وتدحض أضاليل المستشرقين. كان محلسه يجمع الوزراء والعلماء، ورجال الفكر والصحفيين والشعراء من المسلمين وغيرهم .. وفي السنوات الأخيرة من عمره كان متفرِّغًا للاستماع إلى مشكلات الناس والسعى لحلها. توفي في دلهي يوم ١٣ شعبان، ۱۳ أيار (مايو)(١).

## عثمان بن إبراهيم الشعلان (۰۰۰ – ۱۹۸۶ه = ۰۰۰ – ۱۹۸۶م) عالم فاضل.

ولد في القصب بالسعودية، رحل مع أهله إلى الوشم. حفظ القرآن الكريم ودرس على مشايخ، ثم انتقل إلى الرياض فدرَّس هناك، وتنقَّل بين مجالس العلم وتعلم العلوم الشرعية، ثم انتقل إلى رئاسة تعليم البنات في أعمال إدارية. وكان مرجعًا لطالب المعرفة في بيان صحة الأحاديث ومواضعها، وتصحيح أقوال المفسرين والعلماء في نواح علمية عديدة، كما كان متذوقًا للشعر. قدم برنامجًا إسلاميًا مطولًا بعنوان: (وَمَاجَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي البِّينِ مِنْ حَرَجٍ).

جُمعت أحاديثه الإذاعية وصدرت في كتاب كبير يحمل عنوان: هذا هو الإسلام. وله كذلك رسالة في التجويد (دراسي)، وترك أعمالًا أخرى غير مكتملة (٢).



عثمان بن إبراهيم المرشد (١٣٦٤ - ١٣٣٤ه = ١٩٤٤ - ٢٠١٢م) (تكملة معجم المؤلفين)

عثمان أحمد سو (۱۳۳۸ – ۱۹۲۰ه = ۱۹۱۹ – ۲۰۰۶م) (تكملة معجم المؤلفين)

الإسلامي مج ۲۹ ع ۲، الثقافة (الهند) س ۲ ع ۱۸ – ۱۹.

(٢) المعلومات من مقدمة كتابه المطبوع.

## عثمان أحمد عثمان (۱۳۳۰ – ۱۲۲۰ه = ۱۹۱۷ – ۱۹۹۹م) مهندس وزیر، حزبی ثري.



من الإسماعيلية بمصر. من أسرة تعمل كلها بالمقاولات. تخرج في كلية الهندسة بجامعة فؤاد الأول. عمل في الإنشاءات المدنية. أسَّس شركة (المقاولون العرب)، وزير التعمير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الشعبية، أمين الحزب الوطني بالإسماعيلية، نقيب المهندسين، رئيس فحري لـ«المقاولون العرب» مدى الحياة. رئيس النادى الإسماعيلي. أقام العديد من المشروعات العمرانية الكبرى المحلية، مثل حفر وبناء جسم السد العالى، وقواعد الصواريخ في حرب أكتوبر - وفي الدول العربية والإفريقية. وقع عليه الاختيار كأفضل واحد من أفضل (٥٠) خبيرًا عالميًا للقطاعين الخاص والعام من قبل منظمة الأعمال الدولية، وضمن (٤٠٠) من أكبر أثرياء العالم. رافق أنور السادات في زيارته للكيان اليهودي عام ١٠ في ١٢٩٧هـ. مات في ٢٤ ذي الحجة، آبريل.



عثمان أحمد عثمان مؤسس (شركة المقاولون العرب)

(۱) المحتمع ع ۱۷۳ (۱۸/۸/۲۸) هـ) ص۱۸، البعث

له مذكرات بعنوان: صفحات من تحربتي(١).

عثمان أحمد محمد نور (۱۳۲٤ - ۱۹۲۳ه = ۱۹۰۱ - ۲۰۰۲م) (تكملة معجم المؤلفين)

عثمان إسماعيل يحيى (١٣٣٨ – ١٤١٨ه = ١٩١٩ – ١٩٩٧م) باحث ومحقق كلامي.



ولد في أرمناز بمحافظة إدلب السورية، تعلم بحلب وتخرَّج في الأزهر فنال منها العالمية مع إجازة في القضاء الشرعي، ومن السوربون حصل على دكتوراه دولة في ابن عربي. عمل باحثًا في المركز القومي للبحث العلمي بباريس، وكان تلميذ ماسينيون. عاش مع ابن عربي (١٥) عامًا، وأخرج طائفة من كتبه ورسائله، وخاصة «الفتوحات المكية» الذي حقق العديد من أجزائه، ويقع في (٣٧) مجلدًا. ورحل إلى تركيا غير مرة لجمع مادته المخطوطة، وكتب عن منهجه بدقة، وحصل من تركيا على نحو (٩٥٠) صورة فوتوغرافية لمخطوطات في الفلسفة والتصوف، معظمها لابن عربي، أو من ترجماته وشيوخه، أو مما وجه إليه من نقد. وحقق أيضًا جامع الأسرار ومنبع الأنوار للآملي، حققه مع هنري كوربان، وختم

 (۱) الموسوعة القومية للشخصيات المصرية ص٢٢٧، موسوعة أعلام مصر ص٣٢٨، المعلومات أبريل ٢٠٠٠م ص١٣٢، الأهرام ع ٤٤٤٦٢ (٩٢/٨/٢٩)هـ)، موقع الإسماعيلية (وفيه وفاته ٣٠ أبريل).

الأولياء للحكيم الترمذي.

وألف مع كوربان وحسين نصر: تاريخ الفلسفة الإسلامية من الينابيع حتى وفاة ابن رشد ١٩٨٨م.

ورسالته في الدكتوراه عن ابن عربي: حياته ومؤلفاته، مع تحقيق ودراسة كتاب التجليات الإلهية، وترجمة نصِّه إلى الفرنسية(٢).

## عثمان أمين (١٣٢٦ – ١٣٩٨ه = ١٩٠٨ – ١٩٧٨م) أستاذ الفلسفة.

ولد بقرية مزغونة التابعة لمركز البدرشين بمحافظة الجيزة، وبعد تخرجه من كلية الآداب بجامعة فؤاد الأول سافر إلى باريس في بعثة لدراسة الدكتوراه بجامعة السوربون، وكان بحثه عن الإمام محمد عبده، عاد ليشغل وظيفة أستاذ الفلسفة الحديثة بجامعة القاهرة، ثم رئيس قسم الفلسفة، وانتدبته جامعات عربية للعمل أستاذًا زائرًا بها في ليبيا والسودان، والجامعة الباكستانية، والجامعة الأمريكية بالقاهرة، وحاضر في جامعات الأزهر والإسكندرية وعين شمس. وتخرج على يديه أساتذة، وانتحب عضوًا بمجمع اللغة العربية بالقاهرة سنة ١٣٩٤هـ. اشتُهر بتأريخه للشيخ محمد عبده وفلسفته، إلى جانب تبنيه مذهب «الجوانية» الذي يدعو إلى المثالية. وهو يعرّف الجوّانية بأنما «تفلسف مفتوح على النفس وعلى الدنيا، متعرِّض لنفحات السماء في كل لحظة، وطريق مبسوط أمام الوعى، تلتمس الباطن دون أن تقنع بالظاهر، وأن تبحث عن الداخل بعد ملاحظة الخارج، وأن تلتفت دائمًا إلى المعنى وإلى القيمة وإلى الماهية وإلى الروح من وراء اللفظ والكم والمشاهدة والعرض والعيان». ويدعم فلسفته هذه من الكتاب والسنة .. فهو يركز على الروح

(٢) أعلام وأدباء من محافظة إدلب ص٧٤، مئة أوائل من
 حلب ١/ ٣٨٩ (وفيه أنه ولد في حلب).

والمثالية في مقابل المادة والمادية التي استلبت الإنسان...».

وحسب وصيته، فقد أُهديت مكتبته إلى مكتبة جامعة القاهرة، وهي تحتوي على مؤلفات نادرة، كما تضمُّ مجموعة من أمهات الكتب الفلسفية النادرة في التراث العربي والغربي.

وله مؤلفات بعدة لغات، منها: فلسفة كانت/ إميل بوترو (ترجمة)، الفلسفة الرواقية، محمد عبده (رسالة دكتوراه)، ديكارت: مبادئ الفلسفة، الفلسفة عند العرب، إحصاء العلوم/ الفارابي (تحقيق)، تلخيص ما بعد الطبيعة/ لابن رشد (تحقيق)، الجوانية، شخصيات ومذاهب فلسفية، نظرات في فكر العقاد. ومؤلفات أخرى له ذكرت في (تكملة معجم المؤلفين)(٣).



عثمان بدران = عثمان عدلى بدران

عثمان بوقطاية = عثمان عثمان بوقطاية

عثمان الجبوري (۱۳۲۷ – ۱۹۰۶هـ = ۱۹۰۹ – ۱۹۸۶م) عالم مشارك.

من الموصل. درس على نخبة من العلماء، منهم مصطفى الدباغ (أمين الفتوى)،

(٣) الموسوعة العربية الميسرة ١/ ٣٥٥، موسوعة أعلام الفكر العربي ص٢١٨، الإتجاهات العلمانية ص١٦١، الفيصل س ٢ ع ٢ (شعبان ١٩٣٨هـ)، ص٨. وع ٢١ (ربيع الأول ١٣٩٩هـ)، الجمعيون في خمسين عامًا ص ١٩، أيام من شبايحم ص٧٧، أعلام مصر في القرن العشرين ص٨٣٦، موسوعة أعلام العلماء والأدباء ٢/ ٣٨٣.

وبشير صقال، وحصل على إجازة علمية من الشيخ محمد بن عبدالخالق العقري، وأخرى من أحمد بن عبدالوهاب الجوادي، ثم انصرف إلى التعليم في مدارس الموصل الدينية، وفي المعهد الإسلامي، وتفرَّغ للتدريس في جامع عمر الأسود، ومسجد للتحري، إلى أن استقرَّ في المدرسة الأحمدية. وكان من أعضاء المجلس العلمي بالموصل، وذا علم غزير ورأي سديد، يعينه في ذلك حفظه المتون في العلوم النقلية والعقلية، ولبراعته في الأخيرة لقب برأبي العقول)(1)!

عثمان جرتلي = محمد عثمان جرتلي

عثمان جوريو (۱۳۳۶ – ۱۶۳۰ هـ = ۱۹۱٦ – ۲۰۰۹م) تربوي إسلامي مجاهد.



ولد في الرباط، أخذ علومه من العلماء، عمل في الجمعية الخيرية الإسلامية، وتعرَّض للاعتقال بسبب مواقفه الوطنية، أسَّس المدرسة الرجمانية، وأدار مؤسَّسة مدارس محمد الخامس، ونظم الأشعار الحماسية، وكان أحد الموقعين على وثيقة المطالبة بالاستقلال، وأسهم في تأسيس جمعيات دينية وثقافية، مثل جمعية المحافظين على القرآن الكريم، ورابطة المجوِّدين، وجمعية الماكريم، ورابطة المجوِّدين، وجمعية شباب النهضة الإسلامية، ونادي الفكر

(١) موسوعة أعلام الموصل.

الإسلامي، ورابطة علماء المغرب. توفي يوم الاثنين ٢٠ ذي الحجة، ٧ ديسمبر. الله كتبًا مدرسية، من مثل: المطالعة العربية لصفوف الشهادة الابتدائية، المحفوظات العربية والأناشيد المختارة. وصدر له بعد وفاته: شعر عثمان جوريو (جمع ودراسة حبيبة شيخ عاطف)(٢).

عثمان حسن أحمد (۱۹۰۰ - ۱۹۸۸ه؟ = ۲۰۰۰ - ۱۹۸۸م) (تكملة معجم المؤلفين)

عثمان حسن سرور (۱۳٤٠ - ۱۹۲۱ه = ۱۹۲۱ - ۱۹۸۷م) جراح أعصاب مشهور، باحث علمي إسلامي.



ولد في القاهرة. حصل على الدكتوراه في الجراحة من جامعة القاهرة، وتخصص في جراحة الأعصاب بالخارج، ثم كان رئيس قسمها في كلية الطب وطبيب امتياز، وأنشأ لها المجلة الطبية. عضو عدة جمعيات متخصصة في الداخل والخارج، منها جمعية الكونجرس الأمريكية لجراحي الأعصاب، مجلس إدارة الاتحاد الدولي لجمعيات جراحة الأعصاب ورئيس فخري لها، رئيس جمعية جراحي الأعصاب للشرق الأوسط. جمعية جراحي الأعصاب للشرق الأوسط. قام بإنشاء أول وأكبر قسم لجراحة المخواطة المخوسات في مصر والشرق الأوسط بكلية

(۲) جريدة هسيرس الإلكترونية ۸ ديسمبر ۲۰۰۹م،
 صحيفة الخبر ۲۰۱۳/۲/۷م.

الطبّ في جامعة القاهرة، كما أنشأ الجمعية المصرية لجراحي الأعصاب. وشارك في العديد من المؤتمرات العالمية والمحلية. وشارك طبيبًا في حرب فلسطين، كان يؤمن بأن السبيل إلى إصلاح المجتمع يجب أن يتم من خلال الأصول الدينية الربانية السمحة، ويستشهد في كتاباته العلمية بالآيات الكريمة والأحاديث الشريفة، وشعاره حديث: "إن الله يحب أحدكم إذا عمل عملًا أن يتقنه». نشرت المحلة الدولية لجراحة المخ والأعصاب نشرت المحلة الدولية لجراحة المخ والأعصاب دراسة عنه سنة ٢٠١٦ه (١٩٨٦م).

نشر له (٦٦) بحثًا في مختلف فروع جراحة المخ والنخاع الشوكي والأعصاب والانزلاق الغضروفي.

وله كتاب في الحج والعمرة بعنوان: لبيك اللهم لبيك<sup>(۱۲)</sup>.

**عثمان خالد** (۱۳۶۲ – ۱۹۱۳ه = ۱۹۶۳ – ۱۹۹۳م) شاعر وکاتب صحفي.



من مواليد بارا في ولاية كردفان بالسودان، حصل على الأهلية الثانوية من أم درمان، عمل في بنك السودان، واهتم بالشعر والأدب والفنون، وعمل كاتبًا بجريدة (الثورة) في العراق، كما عمل في البحرين، وأسس (مطبعة خالد) في الخرطوم بحري. ونظم قصائد غنائية وتعاون مع مطربين، وتوفي في ٩ من شهر رمضان، ٢ آذار (مارس).

 (٣) أطباء مصر كما عرفتهم ص١٧، موسوعة أعلام مصر ص٢٢٩، الموسوعة القومية للشخصيات المصرية ص٢٢٧.

له عدد من الإصدارات والكتب المنشورة، منها دواوين: أحلى البنات، إلى مسافرة، الساعة ستة، سهر الغربة، أنا يا بلد (خ)(١).

### عثمان خالد أبو جحجوح (۱۳۷۱ - ۱۳۲۱ه = ۱۹۰۱ - ۲۰۰۹م) دیب.



من مواليد عزبة الصيادين التابعة لخان يونس بفلسطين. حصل على دبلوم المعلمين تخصص اجتماعيات، وعمل مدير مدرسة، ومنسّقًا للشؤون الثقافية في اتحاد كتّاب فلسطين بالمنطقة الجنوبية، من مؤسّسي ملتقى الإبداع الأدبي في خان يونس، وعمل مديرًا لتحرير مجلة (توابل)، ونشر الكثير من المقالات الأدبية والنقدية والتربوية في الصحف والمجلات المتخصصة.

مؤلفاته المطبوعة: القصص القصيرة: ويحكي البحر حكاية عشق، مهرجان في سوق الباذنجان، الغروب المشرق، النوار والدبابة، وجع الورد.

رواياته: بعضًا من العشق، خبيزة البحر. وله كتاب: مقاربات نقدية في أدب الأديب الفلسطيني عبدالله تايه.

وله مسرحيات مدرسية تربوية، ومسرحيات عُرضت، هي: المطلوب حمار، ليلة صيد بحرية، ملحمة أرض كنعان (٢).

 (۱) أعلام من السودان: شخصيات باراوية ص١٢٣ (وفيه وفاته ٩٩٤ ١م)، معجم المؤلفين السودانيين ٢٩٢/٢، موقع منتدى التوثيق الشامل (١٤٣١هـ).

 (۲) موقع دنيا الرأي ۲۰۰۹/۱۲/۲۸ موقع عائلة العقاد الرسمي ۲۰۰۹/۱۲/۲۲م.

عثمان خلوصي الدارندوي (۱۳۳۱ - ۱۶۱۰ = ۱۹۱۰ - ۱۹۳۱م) شيخ صوفي وداعية عارف. من أبرز شعراء التصوف بتركيا.

هو عثمان خلوصي آتش أفندي، والده حسن فيضي، لقبه سلطان القلوب.



ولد في مدينة دارنده، التابعة لمحافظة مُلَطْيا في تركيا، منتسبًا إلى دوحة الرسول صلى الله عليه وسلم (حسني). داوم في محالس العلم، واشتهر بحسن الأخلاق، وعمل (٤٢) عامًا في جامع صومونجي بابا، وأسَّس وقفًا باسمه، وحدم المتصوفة خاصة، واهتمً بالعلم اهتمامًا بالغًا، وقام بدور خليفة الشيخ النقشبندي في محال الدعوة والإرشاد، فكان يخطب ويعظ على مدى عقود من الزمن، وتأثر بكبار الشعراء والمتصوفة من الفرس والترك، وصارت قصائده وأشعاره منتشرة وتقدم على أنها غماذج عالية في شعر التصوف. وتوفي يوم غماذج عالية في شعر التصوف. وتوفي يوم غمادي القعدة، ١٤ يونيو.

عَمْ عَمْ كُولِلْ كَالْمُ مِنْ الْمُورِدِ الْمِلْمِ الْمُورِدِ الْمِلْمِ الْمُورِدِ الْمِلْمِ الْمُورِدِ الْمِلْمِ الْمُورِدِ الْمِلْمِ الْمُؤْلِدِ الْمُلْمِ الْمُلْمِ الْمُلْمِدُ الْمِلْمِ الْمُلْمِدُ الْمُلْمِ الْمُلْمِ الْمُلْمِدُ الْمُلْمِ الْمُلْمِينِ الْمُلْمِدُ الْمُلْمِدُ الْمُلْمِ الْمُلْمِدُ الْمُلْمِدُ الْمُلْمِ الْمُلْمِدُ الْمُلْمِدُ الْمُلْمِدُ الْمُلْمِدُ الْمُلْمِينِ الْمُلْمِدُ الْمُلْمِدُ الْمُلْمِدُ الْمُلْمِدُ الْمُلْمِدُ الْمُلْمِدُ الْمُلْمِدُ الْمُلْمِدُ الْمُلْمِدُ الْمُلْمُ الْمُلْمِدُ الْمُلْمِدُ الْمُلْمِدُ الْمُلْمِدُ الْمُلْمِدُ الْمُلْمِينِ الْمُلْمِدُ الْمُلْمِدُ الْمُلْمِدُ الْمُلْمِدُ الْمُلْمِدُ الْمُلْمِدُ الْمُلْمِ الْمُلْمِدُ الْمُلْمِدُ الْمُلْمِلُمُ الْمُلْمِ الْمُلْمِينِ الْمُلْمِدُ الْمُلْمِ الْمُلْمِينِ الْمُلْمِينِي الْمُلْمِي الْمُلْمِينِي الْمُلْمِينِي الْمُلْمِينِي الْمُلْمِينِي الْمُلْمِينِي الْمُلْمِينِي الْمُلْمِي الْمُلْمِي الْمُلِمِي الْمُلْمِي الْمُلْمِي الْمُلْمِي الْمُلْمِي الْمُل

رباعية بحط عثمان خلوصي



طغراء عثمان خلوصي

صدر فيه كتاب كبير باللغة العربية عنوانه: الشيخ والداعية التركي عثمان خلوصي الدارندوي ودوره في العمل الإسلامي في تركيا المعاصرة/ إشراف محمد آق قوش. – أنقرة، ١٤٣٠هـ، ٣٥٢ص.

وله ديوان شعر بالتركية مطبوع ومشهور عنوانه: ديوان خلوصي الدارندوي، وكتاب آخر عنوانه المكتوبات (٣١١)ص، وخطبه (٤٧٥).

عثمان خلیل عثمان (۰۰۰ - بعد ۱٤۰۱ه = ۰۰۰ - بعد ۱۹۸۱م) مستشار قانوني دستوري.



من قرية «بلدة» بمصر، حصل على الدكتوراه من كلية الحقوق بجامعة القاهرة عام ١٣٥٧ه، ثم كان عميد كلية الحقوق بجامعة عين شمس، ورئيس قسم القانون العام بكلية الحقوق في جامعة القاهرة، والخبير الدستوري لجلس الأمة الكويتي، وشارك في وضع الدستور الكويتي وصياغته بفاعلية كبيرة، وكان يقول: الدستور يخالف الشريعة في أمور الدنيا، وليس في

<sup>(</sup>٣) وترجمته من الكتاب الذي صدر فيه.

أمور الدين!، وكان عضوًا بلجنة الدستور التي شكلتها الثورة بمصر سنة ١٣٧٢هـ (١٩٥٢م)، كما انتدب للتدريس بجامعة بغداد سنتين.

وله: مجلس الدولة ورقابة القضاء على أعمال الإدارة، أصول الإدارة المحلية. ورسالته في الدكتوراه: اللامركزية ونظام مجالس المديريات في مصر<sup>(۱)</sup>.

عثمان سناجقي (PVY1 - YY31a = POP! - 11.74) محرر صحفي.



من مواليد خميس الخشنة بالجزائر، نال إجازة من معهد العلوم السياسية والعلاقات الدولية بجامعة الجزائر، والتحق بصحيفة (الشعب) اليومية، ساهم في إصدار جريدة «الخبر» عام ، ١٤١ه، وبعد خمس سنوات اختير رئيسًا لتحريرها. وذكر أنه كان محافظًا على الحرف العربية ومدافعًا عن قضايا الأمة العربية والإسلامية. توفي يوم الخميس ۲۶ محرم، ۳۰ دیسمبر (۲).



عثمان سناجقي رأس تحرير صحيفة (الحبر)

(١) تقديرالوفاة ظني حدًا.

استفادة من موقع «تاريخ الكويت» (صفر ١٤٣١هـ)، جريدة القبس ع ١٣٠٨٧ (١١/٣/١٩/١م).

(٢) موقع العروض الحرائري، صحيفة الجاهد .(,7/11/1179).

عثمان بن سيّار المحارب (A371 - 7731a = . 781 - 11.7a)



من مواليد مدينة المجمعة بالسعودية، تخرَّج في كلية الشريعة بمكة المكرمة، وحاز على دبلوم عال من قسم الدراسات الأدبية واللغوية بالمعهد العالى للدراسات والبحوث التابع لجامعة الدول العربية بالقاهرة. ثم درَّس في المعاهد العلمية، وعيِّن مفتشًا فنيًا بها، فمستشارًا في مكتب مدير جامعة الإمام، ثم عمل في مكتبة الملك عبدالعزيز. وشعره عمودي فصيح، ووقّع بدايات قصائده باسم «عميد» وذكر ناقد أدبي أنه شاعر قومى يسير على خطى الجواهري. توفي ظهر يوم الأربعاء ٢٥ ربيع الآخر، ۳۰ مارس.

قدِّمت في شعره رسالة ماجستير بعنوان: شعر عثمان بن سيار: اتجاهات الرؤية وجماليات الأداء/ مشاعل بنت محمد آل مشاري (جامعة الإمام، ٤٣١هـ). وصدرت له أربعة دواوين شعر، هي: ترانيم واله، بين فجر وغسق، خمسة أبيات، إنه

الحب. وله خامس تحت الطبع عنوانه: البقايا(٣).

## عثمان سيد أحمد البيلي (P371 - 7731a = 1791 - 11 174) باحث في التاريخ .

(٣) موسوعة الشخصيات السعودية ص٥٢٢، دليل الكاتب السعودي ص١٨٥، معجم الكتاب والمؤلفين في السعودية ص١٣٤، مجلة الحرس الوطني ع ١٩٧ (شعبان ١٤١٩هـ) ص٩٣، العربية نت ١٤٣٢/٤/٢٦هـ، الوطن أون لاين ١/٤/١٠٢م.



من مواليد منصور كتى بالسودان. أحرز الدكتوراه في التاريخ من مدرسة الدراسات الشرقية الإفريقية بجامعة لندن، وعمل أستاذًا للتاريخ بجامعة الخرطوم، وبجامعة زاريا في نيجيريا، وبجامعة قطر مشرفًا على مركز الأبحاث، وتولَّى منصب الأمين العام للمجلس القومي للتعلم العالي، ثم صار وزيرًا للتربية والتعليم، وشارك في مؤتمرات، وكتب بحوثًا ودراسات، وتوفى يوم ٩ ربيع الآخر، ١٤ مارس، وأهدت أسرته مكتبته الخاصة إلى المكتبة الوطنية، وقد احتوت على حوالي تسعة آلاف عنوان.

تصانيفه: جوانب من الإسلام والثقافة العربية الإسلامية في إفريقيا، فهرست المخطوطات: مشروع بحث تاريخ شمال نيجيريا، نظرة في تاريخنا السياسي المعاصر ١٩٥٦ - ١٩٦٩م، حركة الشيخ عثمان بن فودي ومحمد أحمد المهدي، السياسة التعليمية والثقافية العربية في جنوب السودان، إفريقيا والعرب والإسلام، ملامح وحواطر حول الحياة الفكرية في الخلافة العثمانية الصكتية في القرن الثالث عشر المجري، الأمصار الإسلامية الأولى ودورها في نشأة الحضارة الإسلامية وتطورها، الصراع بين القوى الإسلامية والمسيحية في إفريقيا، جوانب من التاريخ والحضارة في العصور العباسية، المعتصم وعسكرة الخلافة العباسية (ترجمة حسن محمد البيلي). وكتب أخرى ذكرت في (تكملة معجم المؤلفين)(1).

<sup>(</sup>٤) معجم المؤلفين السودانيين ٣٩٤/٢.

بتركيا، وكان والده شيخ عشيرة ميرداس.

تعلم الكتابة وركوب الخيل وفن القتال

وقيادة العشيرة. اعتقل عام ١٩٢٩م بتهمة

التحضير للثورة ضد مصطفى كمال.

واعتقل مرات أحرى، ونفى ثلاث مرات،

وما تبقى من عمره أمضاه تحت الإقامة

الجبرية. وقد استطاع الخروج من تركيا عام

١٩٢٩م واستوطن دمشق، وأصبح عضوًا

في حزب «خويبون»، ثم انفصل عنه وعمل

في أحزاب كردية أخرى. وعاصر أربع

مقاومات كردية. احتل أدوارًا مهمة في عدد

من الجمعيات والتنظيمات الكردية، ولكنه

تخلى عنها جميعًا، وقطع علاقاته معها،

وصار له أعداء كثر من كبار السياسيين

الأكراد. وصار ذا شخصية مستقلة، ورمزًا

للمقاومة الكردية. وفي السنوات الأخيرة

من حياته بني علاقاته مع حزب العمل

الكردستاني (ذي أفكار يسارية) واعتبره

وعرف عن المترجم له أنه شاعر وقصصى،

وكان يهدف من خلال أعماله القليلة «إيقاظ الأكراد سياسيًا، ومعرفة وطنهم»

وكان عالمًا لغويًا. وأنجز ألف باء موحدة

بالأحرف اللاتينية، وله أبحاث في مشكلات

صدر فيه كتاب: عثمان صبري وجانب

كتب أشعارًا وقصصًا، وسيرة حياة

عظماء، مثل نابليون وانتشاره الجغرافي، في

من مسيرته الأدبية/ كوفان خانكي.

مؤسِّس هذا الحزب أستاذًا له!

وقواعد اللغة.

عثمان سيف أبو ماهر (1741 - 34312 = 7381 - 41.79) (تكملة معجم المؤلفين)

عثمان شحادة خرفان (FPT1 - TT31a = FVP1 - T1.79) (تكملة معجم المؤلفين)

عثمان صافى = عثمان عبدالقادر صافى

عثمان الصالح = عثمان بن ناصر الصالح

عثمان صالح سبي ( ١٣٥٠ – ١٩٨٧ م ) مناضل قيادي.



مولده بقرية حرقيقو في إريتريا، أتم تعليمه بكلية المعلمين، ثم درَّس، وتعرَّف في أديس أبابا على أبناء القوميات المقهورة والمهمَّشة، فقاموا بتأسيس (جمعية العروة الوثقي) للدفاع عن حقوقهم، ووضع تحت المراقبة من قبل السلطات الإثيوبية، وبعد انطلاق الثورة قُبض عليه، وظلَّ في السحن عشر سنوات، وبعد الإفراج عنه مضى إلى الصومال ليؤسّس جمعية الصداقة الصومالية الإرترية، وهناك بدأ الإعداد لتأسيس (جبهة التحرير الإرترية)، التي تأسَّست فعلًا عام ١٣٨٠هـ (١٩٦٠م)، وصار هو مسؤولًا عن العلاقات الخارجية وشؤون الثورة بما، ثم كان الأمين العام للجبهة والناطق الرسمي

باسم ثورتها، وأسَّس علاقات استراتيجية مع العالم العربي وحركات التحرر العربية، التي استفاد منها الشعب الإرتري في محالات التعليم والتأهيل والدعم المباشر لهم ولثورةم وجهادهم، وفرضت قضيتها على المحافل الدولية، وتمكن المترجم له من إقناع منظمات إقليمية ودولية بالاعتراف بالثورة، مثل جامعة الدول العربية، ومنظمة المؤتمر الإسلامي، وأرسل المئات والآلاف من الطلبة للدراسة في أنحاء العالم. وتوفي بالقاهرة يوم ٥ شعبان، ٤ نيسان.

صدر فيه كتاب ضخم بعنوان: عثمان صالح سبى والثورة الإرترية/ محمد عثمان أبو بكر.

وله عشرات الدراسات والمقالات التي كتبها في صحف ومحلات إرترية وعربية وعالمية. وله كتب أيضًا، منها: تاريخ إريتريا (قدم له يوسف يزبك)، علاقة السودان بإثيوبيا عبر التاريخ، نضالي في الثورة الإرترية، جغرافية إريتريا، حذور الخلافات الإريترية وطرق معالجتها، صراع القوى الدولية على منطقة البحر الأحمر والقرن الإفريقي عبر العصور وانعكاساته على منطقة الخليج(١).

عثمان صبري المرديسي (۱۳۲۳ – ۱۹۱۳ه = ۱۹۰۰ – ۱۹۹۳م) سياسي، من أبرز رجالات الفكر القومي الكردي.



ولد في قرية «نارنجية» التابعة لمدينة ملاطيا (١) موقع المعرفة (استفيد منه في جمادي الآخرة ٢٣٤ ١هـ)،

تحت عنوان: «أفينازيان»(٢)!

معلة «روناهي»، ونشر له في محلة «هوار» التي كان يحررها جلادت عدة مقالات. وقد طبعت له أعمال وهو على قيد الحياة، مثل ألف باء المذكورة، وأعمال شعرية متنوعة، والعاصفة، وآلامنا، والأبطال الأربعة، وأشعار آبو. وقد تصدى البعض لدراسة شعره وجمع أعماله الأدبية لتصدر

(٢) محلة سورغول ع ٨ - ٩ (كانون الثاني ١٩٩٨م)

المرسوعة الحرة (٢٩ أبريل ٢٠١١م).

عثمان بن عبدالرحمن أبا حُسين (۱۳۲۲ - ۱۹۱۷ه = ۱۹۰۶ - ۱۹۹۲م) (تكملة معجم المؤلفين)

عثمان بن عبدالعزيز الأحمد (١٣٥٠ - ١٩٣١ هـ = ١٩٣١ (تكملة معجم المؤلفين)

عثمان بن عبدالعزيز بن محمد (١٣٣٩ - ١٤٢٠ - ١٩٩٩ م) قائد وزعيم إسلامي، عالم مفسّر، رائد الصحوة الإسلامية في كردستان العراق.



ولد في قرية بريس التابعة لمدينة حلبجة بكردستان العراق. تربي على يد أبيه العالم، والملا صالح. حصل على إجازة العلم والتدريس من قبل والده، انضم إلى صفوف الحركة الإسلامية عن طريق الشيخين أمجد الزهاوي ومحمد محمود الصواف عام ١٣٧٤ه، وفي عام ١٣٧٨ه وبتخطيط من الشيوعيين قدِّم إلى المحكمة وخرج بريئًا، ثم نفته حكومة عبدالكريم قاسم إلى مدينة الناصرية جنوب العراق، وعاد إلى موطنه بعد تسعة أشهر. عام ١٣٨٠هـ وأثناء تشكيل الحزب الإسلامي في العراق عيِّن ممثلًا عن كردستان، بحث مع عبدالكريم قاسم وعبدالسلام عارف القضية الكردية وسبل معالجتها لعدة أعوام متتالية. رأس وفد علماء كردستان عام ١٣٩٤هـ في زيارة

ص٧٨، الموسوعة الكبرى لمشاهير الكرد ٣/ ١٧٦، حي الأكراد ص٩٠.

للملك فيصل بالرياض، وفي العام نفسه التحق بالثورة الكردية بقيادة الملا مصطفى البارزاني.

بعد قصف حلبجة بالأسلحة الكيماوية غادر الوطن وألف مع إخوانه «الحركة الإسلامية لكردستان العراق»، وكان المرشد العام لها، وفي عام ١٤١١ه عاد يزاول نشاطه الحركي والعلمي. توفي بدمشق يوم ٢٧ محرم، ١٢ أيار.



عثمان بن عبدالعزيز المرشد العام للحركة الإسلامية في كودستان العراق

قدِّم في تفسيره رسالة علمية عنوانها: الشيخ عثمان بن عبدالعزيز ومنهجه في التفسير/ أحمد مصطفى فيض الله (ماجستير - جامعة الإمام الأعظم، ١٤٢٨هـ).

له: تفسير القرآن الكريم باللغة الكردية في أكثر من (٥٤٠٠) ص، ويعدُّ أوسع تفسير بعد تفسير عبدالكريم المدرس. وهو على نمط «في ظلال القرآن» لسيد قطب، رحمهما الله تعالى.

وله أيضًا: شرح صحيح البخاري على طريقة فتح الباري بالكردية، وعلوم القرآن بالكردية أيضًا.

وله بالعربية: الأسئلة والأجوبة في أصول الفقه(١).

عثمان عبدالقادر حافظ (۱۳۲۸ – ۱۶۱۳ه = ۱۹۱۰ – ۱۹۹۳م) صحفی أدیب.

 (١) تاريخ تطور ترجمة معاني القرآن الكريم إلى اللغة الكردية/ عسن جومرد، ص٢٦ (ووفاته في هذا المصدر ١٩٩٨م)؟، المجتمع ع ١٣٧٣ (١٧ رجب ١٤٢٠هـ) ص٤.



ولد في المدينة المنورة، تلقَّى تعليمه في مدارسها وكتاتيبها، وفي حلقات الدروس بالمسجد النبوي الشريف، ونال شهادة التدريس، عين كاتبًا في مديرية المعارف، وسكرتيرًا لهيئة الأمر بالمعروف، ثم درَّس، وأسّس مع عبدالحق النقشبندي مطبعة طيبة الفيحاء ومكتبتها، كما أسَّس مع أخيه على مدرسة الصحراء، وكانت أول مدرسة ابتدائية تؤسّس في البادية، وتخرّج منها المئات. ثم كان مديرًا لإدارة الحجّ بالمدينة، وظل فيها عشرين سنة. أصدر مع أخيه جريدة (المدينة المنورة) بتاريخ ٢٦ محرم ١٣٥٦هـ، ثم نقلاها إلى جدة، ورأس تحريرها عام ١٣٨٦ه لمدة ١١ عامًا، كما أسَّس معه شركة المدينة للطباعة بجدة. وكان عضوًا دائمًا في الوفد الصحفى المرافق للملك فيصل إلى مؤتمرات القمة والدول العربية، وكتب في العديد من الدوريات. توفي في شهر رمضان.



عثمان حافظ أسس مع شقيقه على صحيفة (المدينة) ورأس تحريرها

من كتبه المطبوعة: تطور الصحافة في المملكة العربية السعودية (٢ مج)، صور وأفكار، صور وذكريات (٤ ج)، صور وذكريات عن المدينة المنورة (٢).

(٢) معجم الصحفيين في السعودية ١/ ٢٨٩، المسلمون

عثمان عبدالقادر صافي (١٣٤٥ - ١٣٠٨ م ١٣٤٥) عالم ومفكر إسلامي.



من طرابلس الشام. تخرَّج في شعبة العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر، انكبَّ على أمهات الكتب، واطلع على الصحف والجلات، كتب مقالات كثيرة لدوريات لبنانية ومصرية وخليجية، وأحاديث للإذاعة. عين مدرِّسًا للفتوى، وناظرًا للبنات في القسم الشرعي بدار التربية والتعليم الإسلامية، ثم رئيسًا لاتحاد خريجي جامعة الأزهر، الذي يضمُّ معظم علماء طرابلس والشمال، وعرض عليه منصب أمين الفتوى بطرابلس وموض، وهو من المؤسسين والداعمين وخمعية البيان الإسلامية. مات في ٢٤ لجمعية البيان الإسلامية. مات في ٢٤ لرجب، ٧ آب، من يوم الثلاثاء.

له إنتاج غزير، ومن أهم مؤلفاته: أخطار على المراجع العلمية لأئمة السلف، الإسلام والجاهلية لأي الأعلى المودودي (تعليق)، حكم الشرع في اللحية والأزياء والتقاليد (العادات)، ربوية الفوائد المصرفية، محمد رسولُ الله صلى الله عليه وسلم (مع محمد بدوي ومحمود إمام)، موجبات اختيار الزوجة، على هامش نقد الفكر الديني، التفسير العصري للقرآن الكريم، تحريم الخمر، الإيمان، التكليف والمسؤولية

ع ٤٢٣ (١٩/٩/١٩)، دليل الكاتب السعودي ص١٠٣، كتابه «تطور الصحافة»،

عند الإنسان، الانفتاح، أسلمة العلوم الإنسانية، بدعية ترجمة القرآن الكريم، حول تقسيم الذنوب إلى كبائر وصغائر، مرشد المفتي في الفقه وأصوله. وله كتب مخطوطة ذكرت في (تكملة معجم المؤلفين)(۱).

عثمان عبداللطيف العثمان (١٣١٥ - ١٠٤٠ه = ١٨٩٧ - ١٩٨٥) تربوي ريادي.



من الكويت. تعلم بالمدرسة المباركية على يد عبدالمحسن البحر، افتتح مدرسة خاصة عام ١٣٥٢هـ. عمل في تدريس القرآن الكريم وعلوم الدين الإسلامية واللغة العربية ومبادئ الحساب، وانتقل إلى المدرسة الأحمدية عام ١٣٣٩هـ. وكان إمامًا لأحد مساجد الكويت، يؤمُّ المسلمين ويخطب فيهم أيام الجمع والأعياد، ومأذونًا شرعيًا معتمدًا من المحاكم، ويصلح بين الناس ويحلُّ مشكلاتهم الاجتماعية. عُدَّ أحد رجالات الكويت، وأحد الأساتذة الأوائل رجالات الكويت، وأحد الأساتذة الأوائل الذين أرسوا دعائم التعليم فيها. تخرج على يديه الكثير من الأعلام. وعرف باسم يديه الكثير من الأعلام. وعرف باسم «ملا عثمان». توفي يوم الجمعة ٢ شعبان،

عثمان عبدالملك الصالح (١٣٥٩ - ١٩٤١هـ = ١٩٤٠ - ١٩٩٣م) مفكر وحقوقي إسلامي.



ولادته في العاصمة الكويتية، حصل على الدكتوراه في القانون من جامعة بانيتون سربون بباریس، باحث قانونی بدیوان الموظفين، أستاذ القانون العام في كلية الحقوق بجامعة الكويت وعضو في لجنة الترقيات، رئيس تحرير مجلة (الحقوق) بالجامعة، عضو لجان، قدَّم العديد من الاستشارات القانونية، وكان من الخبراء الدستوريين الرئيسيين في الدولة. شارك في مؤتمرات وندوات علمية محليًا ودوليًا، مُنح جائزة على المستوى العالمي من اليونسكو. وكان له دور بارز في تأسيس كلية الحقوق بالكويت، ودفعها إلى مكانتها المرموقة، وصار عميدًا لها. وكان أحد المتحمسين لتطبيق الشريعة الإسلامية، وقد صرَّح بذلك في عدة لقاءات صحفية، وخصوصًا بعد أزمة الخليج. توفي يوم الثلاثاء ٢٩ صفر، ۱۷ آب (أغسطس).





عثمان الصالح كان له دور بارز في إنشاء كلية الحقوق.. ورأس تحرير مجلتها

من كتبه بالعربية: السلطة اللائحية للإدارة في الكويت والفقه المقارن وأحكام القضاء، الرقابة القضائية أمام المحكمة الدستورية في الكويت: دراسة مقارنة، التجربة الديمقراطية في الكويت، النظام الدستوري والمؤسَّسات السياسية في الكويت (جدا: النظام في إطاره التاريخي وفي إطاره النظري).

وله مذكرات في التدريس وبحوث يُشار إليها في الطبعة الثانية من «معجم المؤلفين المعاصرين» إن شاء الله(١).

عثمان عبدالمنعم يوسف (۱۰۰۰ – ۱٤۳٤هـ = ۲۰۰۰ – ۲۰۱۳م) (تكملة معجم المؤلفين)

عثمان عثمان بوقطاية (۱۳۳۷ - ۱۶۲۷ه = ۱۹۱۹ - ۲۰۰۶م) (تكملة معجم المؤلفين)

عثمان عدلي بدران (۱۳۳۸ – ۱۲۲۶ه = ۱۹۱۹ – ۲۰۰۳م) کیمیائی ومهندس زراعي وزیر.



من مواليد قرية كوم أبو راضي في مركز الواسطي بمحافظة بني سويف المصرية، حصل على الدكتوراه في طبيعة الأراضي من جامعة ميتشجان، أستاذ ورئيس قسم الأشجار الخشبية وتقنية الأحشاب في كلية الزراعة بجامعة الإسكندرية، وزير استصلاح

(۱) شخصیات من الخلیج ص.۶۳، المجتمع ع ۱۶۰۳ (۱۶۱۶/۳/۷) ص۱۳.

الأراضى، وزير الدولة لشؤون السودان بمصر، أول رئيس للهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعى بالسودان، واختير خبيرًا إقليميًا للشرق الأوسط في منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة، عمل حيرًا ومستشارًا للعديد من المؤسَّسات والهيئات، أنشأ قسم الأشجار الخشبية وتكنولوجيا الأخشاب بجامعة الإسكندرية، الوحيد بالجامعات المصرية، أسهم في إنشاء المعهد لأول لبحوث الغابات والمراعى بالشرق الأوسط في سورية، أنشأ معهد الشرق الأوسط لتدريب المختصين على أعمال التشجير والمراعى وحفظ التربة، قام بدراسة الجدوى الفنية لمشروع الحزام الأخضر الممتد عبر شمال إفريقيا. مثّل مصر في مؤتمرات. له أكثر من (٤٦) بحثًا علميًا منشورًا في المحلات المتخصصة.

ومن عناوين كتبه: أساسيات علوم الأخشاب، الأسس الخشاب، تكنولوجيا الأخشاب، الأسس العلمية لعلوم الأشجار الخشبية وتكنولوجيا الأخشاب (٢).

عثمان علال (۱۳٤٠ – ۱۹۲۶ه = ۱۹۲۱ – ۲۰۰۳م) (تکملة معجم المؤلفين)

عثمان علي عثمان (۱۳۱۹ – ۱۳۹۱ه = ۱۹۰۱ – ۱۹۷۹م) شاعر غنائي.

ولادته بقرية سلامون، التابعة لمدينة الشهداء بدلتا مصر، اكتفى بالشهادة الابتدائية القديمة، ثم درَّس، وتوظف، ثم قام بأعمال حرة، ونظم الأغاني. وكان عضوًا بحزب الوفد، ثم بحزب مصر الفتاة، ثم بالحزب الوطني الديمقراطي!

 (٢) دائرة معارف أعلام بني سويف ص ٧٩، الموسوعة القومية للشخصيات المصرية ص٢٢٧، موسوعة أعلام مصر ص٣٢٨.

نظم عشرات الأغاني وقدمها للإذاعة المصرية، إضافة إلى ملحمتين: دنشواي، وادي النيل.

وظهر له بعد وفاته: ديوان الشاعر عثمان على عثمان (۲).

## عثمان علي نور (۱۳٤۲ – ۱۹۲۳ هـ؟ = ۱۹۲۳ – ۲۰۰۳م) قاصّ رائد.

ولد في أم درمان، من خريجي المعهد العلمي ها، أصدر أول مجلة للقصة عام ١٣٨٠ه (١٩٦٠ مم) باسم «مجلة القصة» وصدر منها ٢٥ عددًا، حيث استمرت عامين، عُد «أبا القصة القصيرة في بلده»، لا في مجال الإبداع الفني، ولكن في مجال النشاط العملي، إما بإصدار مجموعات من قصصه، وإما بإتاحة الفرصة لغيره لينشر قصصه. له (٥) مجموعات قصصية، هي: غادة القرية، البيت المسكون، الوجه الآخر للمدينة، الحبّ الكبير، معالي الوزير.

عثمان عیسی شاهین (۱۹۰۰ - بعد ۱۳۹۵ه؟ = ۱۰۰۰ - بعد ۱۹۷۵م) (تکملة معجم المؤلفین)

نشرت في السودان عام ١٣٧٤هـ

(١٩٥٤ع) (٤).

عثمان الفكي بابكر (۱۳۳۷ - ۱۶۲۱ه = ۱۹۱۸ - ۲۰۰۵م) (تكملة معجم المؤلفين)

عثمان بن أبي القاسم العياري (١٣٤٣ - ١٤١٥ه = ١٩٢٤ - ١٩٩٥م) عالم مقرئ.

<sup>(</sup>٣) معجم البابطين لشعراء العربية.

<sup>(</sup>٤) معجم المؤلفين السودانيين ٣٩٩/٢، ومما كتبه أحمد ضحية في (الحوار المتمدن) ع ٧١٥ (٢٠٠٤/١/٦).



من القيروان بتونس. درس في جامع الزيتونة والمعهد الصادقي، وتلقى القراءات على شيوخ وقته، وكذلك العلوم الشرعية والعربية، وحصَّل فيها شهادات، منها العالية في القراءات، وحفظ القرآن الكريم وحسن ترتيله. من شيوخه علي بوحولة، الهادي العلاي، المختار المؤدب. تولى مشيخة المدرسة الحببيَّة الكبرى بتونس، ودرَّس في جامع الزيتونة، وفي المعاهد الثانوية، وأمَّ وخطب بجامع ابن الحاج. وكان عضو رابطة العالم الإسلامي، وعضو لجنة مراجعة المصاحف، وأشرف على طبع مصحف برواية ورش عن نافع، وعلى التسجيلات القرآنية بالإذاعة.

شارك في تحقيق كتاب «تنبيه الغافلين وإرشاد الجاهلين عما يقع لهم من الخطأ حال تلاوتهم لكتاب الله المبين» لعلي بن محمد الصفاقسي (ت ١١١٨هـ)(١).

عثمان الكعاك = عثمان محمد الكعاك

عثمان أبو ماهر = عثمان سيف أبو ماهر

## عثمان محمد الحسن (۱۳۵۲ - ۱۳۱۱ه = ۱۹۳۳ - ۲۰۱۰م)

إداري تربوي.

من مواليد مروي بالسودان. حصَّل درجة الماجستير في الإدارة والعلاقات العامة من حامعة ميتشجان الأمريكية، ودبلوم في

(١) إمتاع الفضلاء ٣/ ٣٩٣.

الآداب، وشهادات في الإدارة والتنظيم والتنمية، ثم عمل في وظائف مدنية، وحاضر في جامعة الخرطوم، وأشرف على مرحلة الدبلوم العليا بها، واشترك في مؤترات، وقدَّم بحوثًا لها.

كتبه المطبوعة: الخدمة الاجتماعية في السودان بين الدرس والتطبيق، جمال محمد أحمد: رسائل وأوراق خاصة، رواد في مسيرة التنوير: الطيب صالح: الرجل وفكره، في المسرحية الإفريقية، جمال محمد أحمد (عرض وتحليل)، القيادات الحقيقية. وله كتب لم تطبع(٢).

عثمان محمد داود (۱۳۱۸ – ۱۳۹۷ه = ۱۹۰۱ – ۱۹۷۷م) (تکملة معجم المؤلفين)

عثمان محمد الكعاك (۱۳۱۸ – ۱۳۹۱ه = ۱۹۰۰ – ۱۹۷۱م) مؤرِّخ أكاديمي إداري. من المشتغلين بالتاريخ الإسلامي.



ولد في تونس العاصمة. تعلم بالمدرسة الصادقية، وانتقل إلى باريس وحصَّل منها عدة شهادات، عاد ليعمل أستاذًا لمعهد الدراسات العليا وبالمدرسة العليا لغة والآداب العربية، ورأس قسم البرامج العربية بالإذاعة التونسية، ثم كان مسؤولًا عن المكتبة العمومية، ثم حافظًا للمكتبة القومية، ثم مستشارًا لدى وزارة الشؤون الثقافية، وكان عضوًا بالجمع العلمي العربي

بدمشق، وعمل محاضرًا زائرًا بجامعة الرباط بالمغرب، وبالجامعة الليبية، والأردنية، والسورية. وجه نظره نحو ردِّ عدوان الدعوة التغريبية على الفكر الإسلامي والتاريخ المغربي، وهو أول من كتب موجز التاريخ العام للجزائر ١٣٤٤هـ. وكتابه «البربر» يعالج قضية شائكة استغلها المحتل واتخذها سلاحًا للتفرقة بين عنصري الأمة الممتزجين من آلاف السنين. وله عشرات الأبحاث والمقالات في تاريخ قضايا التاريخ والفكر. وقد أحصى دارسو أعماله أنه أخذ على نفسه إنحاز عملين كبيرين: الأول: الموسوعة العربية الكبرى، أو القاموس، وقد شرع فيه منذ عام ١٣٥٤هـ. الثاني: تاريخ الشمال الإفريقي، الذي جمع عناصره، وبوبه ونظمه. ومات في ۱۹ رجب، ۱۵ يوليه بالجزائر. وكان قد أعد ورقة لملتقى بعنوان: الأبعاد الروحية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية للعبادات وأهميتها لكل من الأمة والفرد. صدر فيه كتاب: عثمان الكعّاك: الرجل والفكر والقلم/ دراسة واختيار أبي زيان السعدي.

ألف ما يناهز الأربعين كتابًا باللغة العربية، في التاريخ والآداب وعلم اللغات والفنون الشعبية، أهمها: الحضارة العربية في الجزر الوسطى للبحر المتوسط، تاريخ الجزائر، الأدب العربي الجزائري، ديوان حازم القرطاجني (تحقيق)، الفلكلور التونسى، التقاليد والعادات التونسية، مصادر ببليوجرافية عن ابن خلدون، الفلكلور العراقي، الفلسفة الإسلامية وتأثيرها الحاسم في فكر الغرب/ سلفادور غومت نوغالس (ترجمة عن الإسبانية)، مراكز الثقافة بالمغرب، البربر، المدخل إلى علم الفلكلور، موجز التاريخ العام للجزائر من العصر الحجري إلى الاحتلال الفرنسي، بين ابن زيدون الأندلسي وبيتراكه الإيطالي (٣). (٣) تراجم المؤلفين التونسيين ٤/ ١٦٧، تراجم وقضايا

(٢) معجم المؤلفين السودانيين ٢/٢٠٤٠

وحدم في ميدان التعليم (٣٤) سنة. تولى

رئاسة «محلة البحوث الإسلامية»، عضو

في مجلس الأوقاف الأعلى ورئيس محلس

الأوقاف الفرعى بالرياض، عضو مؤسِّس

في مؤسَّسة الجزيرة للصحافة والطباعة

ومديرها العام، وأشرف على تحرير حريدتها

(الحزيرة)، ثم كان نائبًا لرئيس التحرير. كتب

مقالات عديدة في التعليم والأدب والتاريخ

وذكريات له في ذلك بالمحلات والصحف

رثاء وذكرى الأستاذ عثمان الصالح/ إعداد

المحلية. مات يوم الجمعة ٢٤ صفر.

صدر فيه كتاب:

محمد بن سعد الشريف.

## عثمان بن محمد لبطو (۱۳۳٦ - ۱۲۲۱ه = ۱۹۱۷ - ۲۰۰۰م) شیخ شاعر.

عُرف ب«عثمان تليمن صكتو».

ولد في مدينة صكتو بنيجيريا، أخذ مبادئ العربية عن والده، ثم عن ابني عمّ له، قرأ عليهما: الشعراء الستة، ومقامات الحريري، وملحة ورسالة ابن أبي زيد القيرواني، وملحة الإعراب، وألفية ابن مالك. انتسب إلى الطريقة القادرية، وكان شيخ المجلس العلمي الذي أسّسه في صكتو.

له: تاريخ الخلفاء في الدولة العثمانية (نظم كتاب جده الإمام على بن أحمد)، تنبيه العوام على ما دبّ إليهم من ثعابين الأوهام، ديوان شعر(۱).

عثمان محمد هاشم (۱۳۱۰ - ۱۶۰۱ه = ۱۸۹۷ - ۱۹۸۱) شاعر خطّاط.



من مدينة بربر بالسودان، من بيت اشتهر بالعلم. درس بمدرسة بربر الوسطى، وعُرف بحمال خطه في الثلث، فسمِّي بين أقرانه عثمان الثلث! عمل مدة في حكومة السودان، واشترك في ثورة ١٩٢٤م، واختار العمل بمصر. نظم الشعر في صباه، ولم يتوقف عن نظمه. وشغل حنينه للسودان وذكرياته حياته وفنه، فقصيدته التي يصف

معاصرة ص١٥٨، الموسوعة التونسية ٥٣١/٢، مشاهير التونسيين ص٤٤٤، وصورته من موقع منبر الشباب الفلسطيذ.

(١) معجم البابطين لشعراء العربية.

فيها العودة بالقطار للخرطوم من عيون الشعر العربي الحديث، وقصائده في الرثاء بكائيات فيها أسى ولوعة، وهو لا يرثي إلا أحباءه وأصفياءه. وقد عمل في وزارة الري في القاهرة، ولكنه كان يعود إلى السودان في إجازته السنوية، ويسجل ذلك في حولية فيها الذكريات، فيها الوصف والرثاء. ويُعد من الجيل الثاني من شعراء السودان.

عثمان بن ناصر الصالح (۱۳۳۰ – ۱۴۲۷ه = ۱۹۱۱ – ۲۰۰۱م) تربوي ریادي.

تاجوح(٢).



ولد في الجمعة بالسعودية، تعلم على يد الشيخ صالح الناصر الصالح، بدأ معلِّمًا

في أول مدرسة أنشئت عدينة الخبر عام ١٣٥٦ه المدينة الخبر عام ١٣٥٦ه المنت انتقل إلى الرياض كاتب ضبط لدى الحكمة، ثم كان مديرًا لمدرسة أبناء الأمير عبدالله بن عبدالرحمن شقيق الملك عبدالعزيز، ثم تولى إدارة مدرسة الأنجال، وهي معهد العاصمة النموذجي، الذي قام بتأسيسه أيضًا.

وقدمت في تجربته التربوية رسالة ماجستير بعنوان: الفكر التربوي عند الشيخ عثمان بن ناصر الصالح/ أسماء بنت عبدالرحمن الزايد (جامعة الإمام بالرياض، ٤٢٨هـ).



عثمان الصالح مؤسس ومدير معهد العاصمة النموذجي

عثمان الصالح (خطه وتوقيعه)

طُبعت له محاضرة بعنوان: أشتات في التعليم والابتعاث. وجُمعت رسائل له، وصدر الجزء الأول منها عام ٤٣٢هـ بعنوان: رسائلي.

 (٢) رواد الفكر السوداني ص٥٥٥، معجم المؤلفين السودانيين ١٩٥٠، معجم البابطين لشعراء العربية. ورسمه من موقع الهاشماب.

وله بحث طويل عنوانه: جوانب من عبقرية الملك عبدالعزيز، وخمس حلقات بعنوان (معلم بلا عصا) نُشرت في مجلة (المعرفة) بالسعودية(١).

عثمان نلمين صكتو = عثمان محمد لبطو

عثمان وقیع الله (۱۳٤٣ – ۱۳۲۷ه = ۱۹۲۰ – ۲۰۰۷م) فنان تشکیلی خطّاط.



من مواليد رفاعة بالسودان، من جيل الرواد الذين درسوا الفنون في مدرسة التصميم بالخرطوم، ثم ابتُعث إلى بريطانيا لدراسة فنون الجرافيك والخط عام ١٣٧١هـ في كلية كامبرويل، وحاز الإجازة في الخط العربي من مدرسة الخطوط المصرية بالقاهرة، كما حصل على إجازة خطاط من الخطاط المشهور سيد إبراهيم. أنم درَّس فنون الخط العربي واللاتيني بمدرسة التصميم في الخرطوم. وكان مؤسِّسا فاعلًا لاتحاد الفنون الجميلة بالسودان عام ١٣٧١هـ، وصاحب حضور في رابطة الكتاب السودانيين منذ ذلك الوقت، ولم ينقطع عن الإنتاج الإبداعي في محالات الخط والرسم ونظم الشعر والتدريس والعرض. وهو الذي أدخل فنَّ الكاريكاتير إلى السودان، وقد شارك في العديد من المعارض والمناسبات

(۱) الاثنينية ٦/ ١٢٩، الفيصل ع ٣٥٨ ص ١٣٠، معجم الصحفيين في السعودية ١/ ٢٨٧. وخطه من موقع عبدالله بن زيد آل محمود.

الفنية في الشرق والغرب. وصمَّم دواوين شعر عالمية، والجنسية السودانية المميزة بوحيد القرن، وجواز السفر السوداني. كما صمَّم أول عملة سودانية، وصمَّم طوابع البريد، والعلم السوداني القديم. توفي يوم ١٥ ذي الحجة، ٤ يناير(٢).



عثمان وقيع الله (خطه)

عثمان يحيى = عثمان إسماعيل يحيى

عجّاج = أحمد فريد الغالي

عجّاج سليمان المهتار (١٣٢٦ - ١٤١١ه = ١٩٠٨ - ١٩٩١م) (تكملة معجم المؤلفين)

عجّاج نويهض الحوت (۱۳۱٦ – ۱۶۰۲ه = ۱۸۹۸ – ۱۹۸۲) مفکر صحافی سیاسی.



(٢) الشرق الأوسط ع ١٠٢٦٦ (١٢/١٢/١٨).
 وما كتبه محمد الفاتح يوسف أبو عاقلة في مدونته
 ٢٠١٠/١٠/١٠

ولادته في رأس المتن بلبنان، حصل على الثانوية من مدرسة سوق الغرب، ومضى إلى دمشق ليصدر مع عبدالله النجار محلة «القلم»، ثم إلى القدس ليختاره المفتي أمين الحسيني سكرتيرا للمجلس الإسلامي الأعلى، ثم مساعدًا لمفتش المحاكم الشرعية بفلسطين. وهو صاحب ومؤسس محلة «العرب» الناطقة بلسان حزب الاستقلال العربي، الذي كان من أركانه ومؤسسيه. وهو صاحب مطبعة «العرب» في القدس، ومارس المحاماة بعد إحرازه شهادة من معهد الحقوق هناك، وكان مدير القسم العربي بدار الإذاعة الفلسطينية، مساعد رئيس الديوان الملكي في عمَّان، مدير دار الإذاعة الأردنية. ثم مدير المطبوعات في الحكومة الأردنية. واعتقل في فلسطين، وسطا الصهاينة على مكتبته النفيسة، وعاد إلى مسقط رأسه ليتفرغ للكتابة والتأليف، فكتب سلسلة مقالات بجريدة الأنوار تحت عنوان: حملة مشاعل الأدب والعلم والفكر في فلسطين العربية. وكان يكره أنواع التعصب، ويرفض آراء الملحدين الذين لا يعيرون تعاليم الدين الحنيف الاحترام اللازم. وقد عرف بترجمته لبروتوكولات صهيون، وحاضر العالم الإسلامي. ومات في ٤ رمضان، ٢٥ حزيران.

من أعماله: العراق أو الدولة الجديدة/
نيجل داودسون (ترجمة)، حاضر العالم
الإسلامي/ ستوارد لوثروب (ترجمة، فيه
فصول وتعليقات وحواش مستفيضة عن
دقائق أحوال الأمم الإسلامية وتطورها
الحديث بقلم شكيب أرسلان، ٤ جد في
الحديث بقلم شكيب أرسلان، ٤ جد في
(ترجمة)، بروتوكولات حكماء صهيون
(ترجمة)، رجال من فلسطين: ما بين بداية
القرن حتى عام ١٩٤٨، النظام السياسي
(ترجمة)، سيرة التنوخي والشيخ الفاضل،
الأمير أمين أرسلان ناشر ثقافة العرب في
الأرجنتين (مع خلدون نويهض)، حديث

عجاج نويهض (خطه وتوقيعه)

الإذاعة، أبو جعفر المنصور وعروبة لبنان - لخم والمردة، التنوخي الأمير جمال الدين عبدالله والشيخ محمد أبو هلال، فتح القدس(۱).

عدالات عبدالوهاب حماد (۲۰۰۰ - ۱۶۳۶ه = ۲۰۰۰ – ۲۰۱۳م) (تکملة معجم المؤلفين)

العدروسي أحمد جمعة (۰۰۰ – ۱٤۲۹ه = ۰۰۰ – ۲۰۰۸م) (تكملة معجم المؤلفين)

عدلي برسوم (۱۳۶۱ – ۱۶۳۰ ه = ۱۹۲۷ – ۲۰۰۹م) کاتب ومحرر صحفی یساري.



(۱) الموسوعة الصحفية العربية ١/ ٩٩، هكذا عرفتهم ٧/ ١٨٣، مؤرخون أعلام من لبنان ص١٩٣، موسوعة أعلام فلسطين ٥/ ٢٤٩، ومعلومات من بعض كتبه.

من المحمودية بمحافظة البحيرة في مصر. حصل على إجازة في علم الاجتماع، عمل بعدها في صحيفة (المساء)، ثم انتقل إلى جريدة الجمهورية عام عمل في أقسام ١٩٦٤م) التحقيقات والاقتصاد والشؤون الخارجية والإفريقية، كما عمل

مراسلًا للجريدة في برلين، وكان له فيها مقالات، وعاد ليعمل فيها، وصار نائبًا لرئيس تحريرها، كما شغل عدة مناصب صحفية في جريدة «الخليج» الإماراتية، وكذا جريدة «الاتحاد»، وترجم، وكان عضوًا في نقابة الصحفيين. توفي يوم ٢ رجب، ٢٨ يونيو.

ومما ترجمه من كتب: توسع بلا غزو: دور الدولة الافتراضية في الامتداد للخارج/ ريتشارد روزكرانس (٢).

**عدلي جلال** (۱۳۲۹ – ۱۹۱۷ه؟ = ۱۹۱۱ – ۱۹۹۹م) صحفي حکومي.



من مصر. عمل في جريدة «الأساس» و «المسائية»، ثم التحق بد الأهرام» وقضى أكثر فيها من (٣٦) عامًا، مندوبًا برئاسة الجمهورية، ومجلس الوزراء، وقبلها مندوبًا

(۲) مماكتبه كامل رحومة في موقع أخبار دمنهور، ومنتدى أخبار مصر ونحر النيل (محرم ۱٤۳۳هـ).

بوزارة الداخلية. وقد عمل في أخطر مواقع صنع القرار في عهود عبدالناصر والسادات ومبارك، وكان دائمًا صاحب الأخبار العريضة في الصفحة الأولى من الأهرام، وصاحب أهم الأخبار فيها، وأجرى العديد من التحقيقات والأحاديث الصحفية مع عدد من زعماء العالم، بينها أول حديث مع شو إن لاي رئيس وزراء الصين. وظلً يعمل في الأهرام حتى قبل وفاته بيومين (٢).



عدلي حشّاد (۱۰۰۰ – ۱٤۲٤ه؟ = ۲۰۰۰ – ۲۰۰۳م) (تكملة معجم المؤلفين)

عدلي علي أبو طاحون (۲۰۰۰ - ۱٤۲٤هـ؟ = ۲۰۰۰ - ۲۰۰۳م) عالم اجتماع.

من مصر. أستاذ الاجتماع الريفي في كلية الزراعة بجامعة المنوفية. ركز في بحوثه على الشؤون الاجتماعية والجوانب التنموية.

من كتبه: خصخصة الزراعة المصرية: ما لها وما عليها: دراسة في الآثار الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، حقوق المرأة: دراسة دينية وسوسيولوجية، علم الاجتماع الريفي: المدخل والمفاهيم – أنماط التغيير – المشكلات، مناهج وإجراءات البحث الاجتماعي (ج۱)، المياه والتنمية: تحديات الحاضر وآفاق المستقبل، النفايات: طرق التخلص منها ومعالجتها، في النظريات الاجتماعية المعاصرة. وله بحث طويل الاجتماعية المعاصرة. وله بحث طويل سنة ١٤١٦ه؟، ١٩٩٥م بعنوان: التربية

(٣) الأهرام ع ٤١٨٨٤ (١٩/٥/١٩١هـ) مع تصحيحا ت .

الدينية للمرأة وعلاقتها بالتنشئة الاجتماعية للأطفال في التغير الاجتماعي: المفاهيم والنظريات.



عدلي فرج خليل (١٣٣٨ - ١٤١٩هـ = ١٩١٩ - ١٩٩٨م) (تكملة معجم المؤلفين)

عدلي فهيم (١٣٤٥ - ١٤١٢ هـ = ١٩٢٦ - ١٩٩٩م) من رواد الإخراج الفني الصحفي.



ولد في المنيا بمصر، ورفض الانخراط في سلك الكنيسة، كما رفض الزواج إلى آخر حياته. وجاء إلى القاهرة والحرب العالمية الثانية لا تزال ساخنة، واختار أن يدرس الفن التشكيلي، تخرج من كلية الفنون الجميلة، وعمل مدرسًا لمادة الرسم، ثم تفرَّغ للصحافة ليعلم كيفية تنسيق صفحات للحلات والصحف، التي صارت تدرَّس فيما بعد في كليات الإعلام. وقد عمل في صحف ومحلات النداء، وصوت الأمة، في روز اليوسف لمدة ٤٠ عامًا،

حتى أصبح مستشارها الفني.

## روز الموسقس

عدلي فهيم عمل في «روز اليوسف» (٠٤) عامًا

وكتب أكثر من رواية، مثل: الحساب يامودموازيل، أرملة في ثياب بيضاء، وله أيضًا: أوراق أب، لحظة صدق. وكتب السيرة الفنية والذاتية لأستاذه وصديقه الفنان بيكار!(١)

عدلي لويس الحاج (۱۳۲۹ - ۱۳۲۳هـ = ۱۹۳۰ - ۲۰۱۲م)



من مواليد بلدة قيتولي في قضاء جزين بلبنان. تعلم على والده. عمل ابتداء من عام ١٩٤٧م في صحف النهار، والناس، والأحرار، وغيرها، مصححًا ثم محررًا. كما عمل في الإذاعة مدة، وفي الحرب الأهلية في صحيفة الشرق الأوسط، وشارك في تأسيس مجلة (سيدتي)، عاد إلى (النهار) في لبنان وتابع نشاطه الصحافي، الذي امتدً لبنان وتابع نشاطه الصحافي، الذي امتدً وكان أمين سرِّ مجلس النقابة، ونال وسام وكان أمين سرِّ مجلس النقابة، ونال وسام الاستحقاق عام ١٩٧٢م لكونه أصغر صحفي في لبنان، وكتب مقالات في السياسة والخواطر الأدبية. مات في الأول من جمادى الآخرة، ٢٢ نيسان (أبريل)(٢).

 (١) روز اليوسف ع ٣٣٣٧ (٢٢/١١/٢٢)، الموسوعة القومية للشخصيات المصرية ص٢٢٨، معجم الروائيين العرب ص٢٨٦.

(٢) السفير ع ١٢١٦٥ (٢٠١٢/٤/٢٣م)، المستقبل ع

عدلي محمد توفيق الدمنهوري (۱۰۰۰ – ۱۹۲۰ه = ۲۰۰۰ – ۲۰۰۶م) (تكملة معجم المؤلفين)

عدنان إبراهيم (١٣٦٩ - ١٤٢٨هـ = ١٩٤٩ - ٢٠٠٧م) مخرج.



ولد في البصرة، درس في موسكو. بدأ ممثلًا، أقام في سورية مدة طويلة، أخرج سلسلة «المرايا» المعروفة لياسر العظمة عدة سنوات، وعمل مديرًا لمكتب قناة الشرقية في دمشق، وأخرج أعمالًا أخرى عديدة، والمسلسل السعودي «الغربال»، وقد أقام في السعودية سنوات، كما عمل في بيروت مديرًا لمكتب قناة إم. بي. سي. وقبل وفاته قدم أعمالًا درامية عن أوضاع العراق المأساوية. قُتل بدمشق مساء يوم السبت المأساوية. قُتل بدمشق مساء يوم السبت

## عدنان أحمد حمودة (١٣٥٢ - ١١٤١١هـ؟ = ١٩٩٣ - ١٩٩٦م)

كاتب صحفي حقوقي.

من دمشق. أجيز بالحقوق ومارس المحاماة. شارك في إصدار محلة «السينما والفنون»، وأصدر منفردًا محلة «صوت العرب»، كما أصدر مجلة «المصور الجديد» ورأس تحريرها. وكتب في عدة مجلات.

1773 (77/3/71.79).

 (٣) الهوسوعة الحرة ٢/ ٤/ ١١ ٢ ٢م، ومعلومات أخرى من الشبكة العالمية استفيد منها في شهر محرم ٢٤٢٩هـ.



عدنان حمودة أصدر مجلة (المصور الجديد) ورأس تحديها

من أعماله المنشورة: نظرة في التنظيم القضائي والتشريع في إمارات الخليج العربي، دراسة عن القضاء والتشريع في جزائر الثورة، تجربة العمل الشعبي في القطر العربي السوري، تشريعات تملك غير السوريين للعقارات في سورية، مجموعة تشريعات العاملين في الدولة(١).

عدنان أحمد العائدي (۱۳۳۹ - ۱۹۲۰ه = ۱۹۲۰ - ۱۹۳۹م) (تكملة معجم المؤلفين)

عدنان بدر الدین سعید (۱۳۰۶ - ۱۳۰۰ه = ۱۹۳۰ - ۲۰۰۹م) داعیة قیادی، مستشار شرعی وقانویی وفنی.





عدنان سعيد شابًا وشيخًا

 (١) موسوعة أعلام سورية ٢/ ١٣٢، معجم المؤلفين السوريين ص١٥١.

ولد في مدينة اللاذقية بسورية، نشأ في بيت علم وتقوى، وكان والده من مؤسّسي جماعة الإخوان المسلمين في اللاذقية. درس المرحلة الثانوية بالمعهد العلمي في حلب، وأنشأ بصحبة الشهيد أمين يكن حركة إسلامية شبابية في المعهد، وضاقت بحما إدارة المعهد وهددتهما بالفصل. ثم تخرّج في كلية الحقوق بجامعة دمشق، وتولّى بعد تخرجه إدارة التعاون الزراعي في الساحل، ثم استقال وتفرّغ لأعماله الخاصة، وعمل مستشارًا قانونيًا وشرعيًا، وافتتح مكتبًا

ب الدا رحن رج

إن الحيد الله عده و تسعيد و تستعف و و و و و و الله و الله و الله و الله و الله و و الله و الله و الله و الله و الله و و الله و ا

عدنان سعید (خطه)

للمحاماة. انتسب إلى جماعة الإخوان المسلمين في وقت مبكر، وبعد الانفصال بين سورية ومصر كان عضو قيادة في مجلس الشورى والمكتب التنفيذي، ممثلًا اللاذقية. ثم شغل عضوية المحكمة العليا في الجماعة بصفته خبيرًا قانونيًا وذا خبرة في الدعوة مجلس شورى الجماعة بأكثرية معينة. سُجن عدَّة مرات في سورية، أطولها في سجن عدَّة مرات في سورية، أطولها في سجن مرَّة، وكان بصحبة عدد من المسؤولين في الجماعة، منهم سعيد حوى، ومحمد في الجماعة، منهم سعيد حوى، ومحمد في الجماعة، منهم سعيد حوى، ومحمد على مشعل، وقد تعرَّضوا لتحقيق شديد وتعذيب رهيب. وبعد أحداث حماة (سنة واستقرَّ والمحمل وأكمل دراساته العليا، فحصل بالرياض، وأكمل دراساته العليا، فحصل

على الدكتوراه في الشريعة من جامعة البنجاب. وعمل في الندوة العالمية للشباب الإسلامي، ومن المهام التي تقلّدها فيها: رئاسة لجنة التحقيق وكتابة العقود، إدارة المكتب الفني وقسم شؤون الموظفين، مدير لجنة المكتب التنفيذي بالإنابة، سكرتير لجنة رعاية الأيتام ولجنة الدعوة الإسلامية وتعريف الحاليات بالإسلام، مقرّر اجتماعات مجلس الحاليات بالإسلام، مقرّر اجتماعات مجلس الأمانة العامة للندوة، كُلِّف بإعداد مشاريع الندوة، وإعداد الدراسات المتعلقة بأوضاع المسلمين في مواطن الأقليات، وبإلقاء المسلمين في مواطن الأقليات، وبإلقاء

المحاضرات، ومثّلها في مؤتمرات. ولما لم يكن مسموحًا لغير السعوديين عمارسة المحاماة أو المرافعة أمام محاكمها، فقد استقال من الندوة مستشارًا قانونيًا مستشارًا قانونيًا وشرعيًا لدى بعض مكاتب المحامين الرياض، كذلك

كان خبيرًا محكَّمًا لدى الغرفة التجارية في الرياض، ووزارة التجارة، وديوان المظالم. توفي يوم ١٥ صفر، ١٠ شباط فبراير، وكنت ممن صلى عليه في جامع الراجحي، عليه رحمة الله.



عدنان سعيد عمل في لجان عديدة بالندوة العالمية للشباب الإسلامي

أعدَّ كتابًا وثائقيًا عن التنصير في دول الخليج، ودراسة عن المنظمات الإسلامية في جنوب الهند والتحديات التي تواجهها، وعرَّف بمشاريع المنظمات الإسلامية العالمية وخدماتها، وقام بتحرير وإصدار نشرة الندوة الدورية (بريد الشباب)، وأعدَّ كتابًا عن برنامج المنح الدراسية للطلاب النابغين، وكتيبًا بعنوان: المملكة العربية السعودية في سطور (۱).

عدنان بغَجاتي (۱۳۵۳ – ۱۹۱۹ه = ۱۹۳۶ – ۱۹۹۹م) محرر صحفي، تربوي حزبي.



ولد في دمشق. التحق بقسم اللغة العربية في جامعة دمشق، وتخرج من كلية التربية في الجامعة ذاتما. دوس ثم تعين أمينًا عامًا لوزارة التربية، فوزيرًا للتربية، ووزير دولة تحرير جلس الوزراء، بعدها تسلم رئاسة تحرير جريدة «البعث»، كذلك عمل رئيسًا لاتحاد الكتاب العرب في سورية، وكان عضوًا في مجلس الشعب، ومستشارًا ثقافيًا لمجلس الوزراء، ورئيسًا لتحرير مجلة (الموقف لحان عضو قيادة فرع دمشق لحزب البعث. ومارس كتابة الدراسات الأدبية والفكرية والسياسية القومية.

عدنان بغجاتي عمل رئيسًا لاتحاد الكتاب العرب كتبه المطبوعة: مختارات من شعر لوركا (ترجمة)، رؤية شرقية [أشعار هايكو - يابانية]، الأمير الصغير/ سالنت اكزوبري (ترجمة)، أزهار الكرز: أشعار يابانية (ترجمة)، صورة الهند: مختارات لطاغور وترجمة).

عدنان البني = عدنان رفيق البني

عدنان بوظو = عدنان محمد بوظو

عدنان تكريتي (۱۳۲۱ - ۱۳۲۱ه = ۱۹۲۲ - ۲۰۱۱م) طبيب متخصّص.

من مواليد دمشق. تخرَّج في كلية الطبّ بجامعة باريس، تخصُّص بالأمراض الخمجية في فينا بالنمسا، وعمل أستاذًا في كلية الطبّ بجامعة دمشق، ووكيلًا للكلية، ورئيسًا لقسم الجرثوميات والطفيليات، رأس تحرير المجلة الطبية العربية التي تصدرها نقابة أطباء سورية، ومجلة جامعة دمشق للعلوم الصحية، وأشرف على ترجمة (محلة الطبيب) الصادرة في فرنسا، ورأس الموسوعة الطبية المتخصصة في هيئة الموسوعة العربية (السورية) وكان رئيس قسم العلوم الطبية فيها. ألَّف أو ترجم عددًا كبيرًا من المقالات الطبية نشرت في محلات طبية، وكتب مقالات في تعريب الطبِّ في العصر الحديث وتاريخه. توفي يوم الأحد ٥ جمادي الآخرة، ٨ أيار.

(٢) أعضاء اتحاد الكتاب العرب ص١٠٧، ونسبته إلى «بغاجة» نوع من الحلويات الشعبية.

كتبه: الوجيز في الميك روبي ولوجيا (للممرضات)، الحراثيم والطفيليات (لأطباء الأسنان)، الحراثيم الطبية، الحراثيم الممرضة ومداواة أمراضها.

الكتب التي ترجمها: الأمومة والبيولوجيا/ حان روستان، الإنسان (للسابق)، مبادئ الطبِّ الباطني/ هاريسون (ترجمة بالمشاركة)، الممارسة الطبية العامة: موجز إرشادي/ كونراد هاريس، أساسيات الطبِّ الباطني/ سيسيل – لوب. وترجمات أخرى له في (تكملة معجم المؤلفين)(٣).



عدنان حبُّ الله (۱۹۰۰ – ۱۹۳۰ هـ = ۱۹۳۰ – ۲۰۰۹م) طبیب ومحلّل نفسی.



من صور بلبنان، رئيس المركز العربي للأبحاث النفسية والتحليلية. مارس مهنة التحليل النفسي في فرنسا ولبنان، وحضر مؤتمرات في موضوعه وكان من الشيعة.

 <sup>(</sup>٣) الموسوعة العربية (السورية) - الهيئة، موسوعة الأسر
 الدمشقية ١/١٢٦، معجم المؤلفين السوريين ص٨٠.

وتوفي وهو في طور الإعداد لمؤتمر حول المقاومة والتحليل النفسي، مات يوم السبت ٢ رمضان، ٢٢ آب (أغسطس). له كتب مطبوعة، منها: إشكالية المجتمع العربي: قراءة من منظور التحليل النفسي المحروفة والأنوثة من فرويد إلى لاكان، حرثومة العنف: الحرب الأهلية في صميم كل منا، الحدث السياسي: قراءة نفسية تعليلية، الصدمة النفسية: أشكالها العيادية وأبعادها الوجودية (ترجمه له علي محمود مقلد)، الحدث السياسي بعد ١١ سبتمبر، مقلد)، الحدث السياسي بعد ١١ سبتمبر، العربي في ضوء التحليل النفسي. وله مقالات ودراسات في مجال تخصصه ألى التحليل النفسي. وله مقالات ودراسات في مجال تخصصه أأ.

عدنان حبّال (۱۳۵۱ – ۱۶۳۶ه = ۱۹۳۷ – ۲۰۱۳م) (تکملة معجم المؤلفين)

عدنان حسني تللو (۱۳۳۷ – ۱۶۳۰هـ = ۱۹۱۸ – ۲۰۰۹م) حالة.



من دمشق، من أسرة عباسية هاشمية. درس الميكانيك في مدينة حلب، ولعب بكرة القدم، والتنس، وعمل مدربًا لكرة القدم في الجيش الكويتي، وهناك تكونت لديه فكرة الرحلة حول العالم ونفذ فكرته آخر يوم من شهر جمادى الأولى ١٣٧٦هـ، أول كانون الثاني من عام ١٩٥٧م، حيث انطلق على

(١) معجم أسماء الأسر والأشخاص، موقع أخبار البشير (١٤٣٠/٩/٤).

دراجته النارية من هناك، وزار خلال رحلته التي دامت (۷) سنوات (۹۲) دولة، في أربع قارات، وقابل ملوكًا ورؤساء وسفراء، وقطع أكثر من (۱۵۳) ألف كيلو متر، وتعرَّض لعدد من الحوادث، ومنحه اتحاد المؤلفين العالميين شهادة دكتوراه فخرية لإنجازاته في عالم المغامرات والرحلات، وترك مؤلفات وضع فيها ذكرياته ورحلاته، ومات يوم الثلاثاء ۱۷ شوال، ۲ تشرين والحول.

ال سر الوثير سعل دل وسيالملكم العربية السعورية .. اقدم كتاب مع فيات العجبية المحاد العزل المعاد العزل المحاد المحاد العزل المحدد المحاد العزل المحدد الم

عدنان تللو (خطه وتوقيعه)

كتبه: حول العالم (٢ ج)، وبعنوان: حول العالم على دراجة نارية: ١٥٣ ألف كيلو متر في ٧ سنوات (٩٨٧ص)، كشف الستار عما خفي من أسرار، ذكريات قديمة – ملاحم وطنية، القوة والاقتدار في محو الأسفار، غرفة للإيجار بقلم رجل مجهول، طرف من الجنون، دار السعادة دار الخنان، رجال ظرفاء ورجال أشداء (٢).



(٢) الشرق الأوسط ع ٩٥٧٤ (٢٠٠٥/٢/١٣م)، موقع ملتقى الأشراف، معجم المؤلفين السوريين ص ٨١، المسافر ع ٨٩ (جمادى الأولى ٩٢٣ (هـ) ص٢٤، السير الذاتية في بلاد الشام ص٣٠٨، وخطه من كتاب: مكتبة الملك فيصل الخاصة.

عدنان بن حمدان بن جروان (۱۳۱۷ - ۱۱۹۰ ه = ۱۹۹۷ – ۱۹۹۱م) (تکملة معجم المؤلفين)

**عدنان حیدر** (۱۳۳۹ – ۱۶۳۲ هـ = ۱۹۲۱ – ۲۰۱۱م) طبیب حزبی قیاد*ي* شیعی.

من لبنان. اختاره موسى الصدر ليكون النائب الثاني لرئيس المجلس الشيعي الأعلى في دورتين انتخابيتين، فكان من أبرز مؤسسي المجلس ورفيق الصدر، وكان رئيس حزب الهيئة الوطنية في لبنان، ونقيب أصحاب المستشفيات الخاصة، ومؤسس مستشفى (حيدر). توفي يوم الخميس آ شعبان، ٧ تموز (٣).

عدنان خضر = عدنان محمود خضر

عدنان خليل مردم (١٣٣٦ – ١٠٤٨ه = ١٩١٧ – ١٩٨٨م) أديب وشاعر مسرحي حقوقي. اسمه محمد عدنان، ووالده إبراهيم الخليل.



ولد في دمشق، وتلقًى دراسته في مدارس الآباء العازاريين، والملك الظاهر، والكلية العلمية الوطنية، وتخرَّج في كلية الحقوق. مارس المحاماة سبعة أعوام، ثم دخل سلك القضاء، وشغل منصب مستشار في محكمة النقض، ولما تقاعد انصرف إلى الأدب والشعر واستقبال الأصدقاء في ندوته التي (٣) موقع وزارة الإعلام اللبنانية ٨/١/١٠، المستقبل

كانت تعقد كل يوم أربعاء في بيته الواسع بسوق الحميدية. درس الأدب العربي على والده، ونظم الشعر في سنّ مبكرة، ونشر قصائده قبل أن يتم الخامسة عشرة من عمره في الصحف والجلات، كمجلة «البرق» لصاحبها الشاعر الأخطل الصغير، ومحلة «العرفان» التي كان يصدرها نزار الزين بعد والده عارف الزين، وفي أكثر صحف دمشق المعروفة. وعندما كان في السابعة عشرة من عمره نظم مسرحيتي «مصرع الحسين» و «عبدالرحمن الداخل». وكان قبل ذلك جرَّب قلمه في نظم «وقعة فتح عمورية» وأحداث قصة «جميل بثينة». وقد اهتم في شعره بالوصف، ولا سيما وصف أصحاب الحرف، كالخباز وبائع السوس وغيرهما. وترجمت معظم مسرحياته إلى اللغة البولونية. ونالت مسرحيته (رابعة العدوية) الجائزة الثالثة في مهرجان أسبوع الكتاب الصوفي، ومُنح من أجلها لقب «بروفيسور» وذلك من قبل اللجنة الاستشارية ومن قبل اليونسكو. كما اعتبر من أعلام الشعر المسرحي في الببليوغرافيا العالمية التي تصدرها جامعة كمبردج.

الى الله ديب الكبير الدينة عبدالعزيز المرفاع المحترب

0

خليل مردم (خطه ثم توقيعه)

ومماكتب في أدبه:

عدنان مردم شاعرًا مسرحيًا/ حسين علي محمد (رسالة ماجستير - جامعة القاهرة، ٥٠٤ هـ).

وأخرى لم يسعفني عنوانها، قدِّمت من قبل الباحث إسماعيل سعيد صبرة (جامعة الأزهر، ١٤١٥هـ).

وكتاب: الاتحاه القومي في مسرح عدنان مردم الشعرى.

ومن عناوين كتبه: القزم، قصة جميل بثينة: مسرحية شعرية، عبدالرحمن الداخل: مسرحية شعرية، ديوجين الحكيم (مسرحية شعرية)، عبير من دمشق: شعر، مصرع غرناطة، الملكة زنوبيا: مسرحية المغفل: ملهاة، الملكة زنوبيا: مسرحية مأساة الحلاج (مسرحية)، نفحات شامية، وقعة فتح عمورية: مسرحية شعرية، أبو بكر الشبلي. وله مؤلفات أخرى وتحقيقات لكتب والده ذكرت في (تكملة معجم المؤلفين)(۱).

عدنان خیر الله طلفاح (۱۳۰۹ – ۱۹۲۹ – ۱۹۸۹) ضابط عسکری ووزیر حزبی.



ولد في بغداد، ارتبط بحزب البعث منذ عام ١٣٧٨ه (١٩٥٨م)، تخرَّج في الكلية العسكرية، ومن كلية الأركان. عمل في كتيبة دبابات المنصور، نقل بعدها إلى الشمال، وكان قد شارك في انقلاب ١٩٦٣ ضدً عبدالكريم قاسم. وهو ابن خال صدام حسين، وأخته ساجدة زوجة صدام. ثم نال إجازة في القانون والسياسة من الجامعة المستنصرية، وإجازة في الأدب الإنجليزي.

(۱) الحياة ع ٩٥٥٦ (١٩٨٦/١٥)، الجزيرة ع ٢ (١٩ ١٩٨٥)، الجزيرة ع ٢ (١٩٨٥ (١٤) ١٤٠٥)، عالم الكتب مع ١٠ (شوال ١٤٠٩هـ)، دليل الإعلام والأعلام في العالم العربي ص ١٦٠٥، موسوعة الأسر اللمشقية ٢/ ٥٧٨) عبقريات وأعلام ص ٣٩١٠.

وفي عام ١٣٩٧ه (١٩٧٧م) عين وزيرًا للدولة، ثم عضوًا في مجلس قيادة الثورة والقيادة القطرية لحزب البعث، وعمل في مديرية الاستخبارات العسكرية، ومُنح رتبة فريق أول ركن طيار. عينه صدام حسين عضوًا في مجلس الثورة. ثم كان نائبًا لرئيس مجلس الوزراء، ووزيرًا للنقل والمواصلات. وفي تشكيل الوزارة (تموز ١٩٨١م) كان نائبًا لرئيس مجلس الوزراء، ثم في حزيران نائبًا لرئيس محلس الوزراء، ثم في حزيران مقتله في تحطم طائرة ومعه بعض العسكريين في شمال العراق، يوم الجمعة ٣٠ رمضان، الموافق ٥ أيار (مايو).

ومما كتب فيه:

الشهيد عدنان خير الله في قلوب العراقيين: مسرد ببليوغرافي شامل/ صادق هامل ديكان.

عدنان خير الله يتحدث/ علي خيون الناصري<sup>(٢)</sup>.

عدنان الداعوق = عدنان بن كامل الداعوق

**عدنان بن ذریل** (۱۳٤۷ – ۱۶۲۱ه؟ = ۱۹۲۸ – ۲۰۰۰م) کاتب ناقد.

وهذا لقبه الأدبي، ووالده محمد زكي الذهبي.



(۲) حوادث العالم: يوميات عشر سنوات ص ۳٦٧، التاريخ الإسلامي: التاريخ المعاصر، بلاد العراق/ محمود شاكر ص ٤٠٥، ٤٠٦، ٤٠٥، ٤١٠، ٤١٠، ٤١٠، ٤١٥، شاكر عص ٤٠٤، عطة الموت ص ١٤٢، موسوعة أعلام العراق ٣/ ١٧٣.٠.

ولد في دمشق. تخصّص في الفلسفة بمصر. عمل بعد تخرجه في الصحافة، كما عمل في محال النقد الأدبي، واهتمَّ بتاريخ الحركة الأدبية، حاضر وكتب في الدوريات العربية، نشر مقالات في مجلة علم النفس التكاملي وجملة الأديب، ألف وترجم، وعزف عن الزواج. وقد التقى بأدباء مصر عندما كان هناك، وصادق محمد مندور، وكانا يقدِّران الثقافة الفرنسية.

معجم المؤلفين)(١).

عدنان رفيق البني عالم آثار.



من مؤلفاته المطبوعة: فن المسرحية مع تلخيص حديث لكتاب الشعر لأرسطاطاليس، الفكر الوجودي عبر مصطلحه، اللغة والبلاغة، التفسير الجدلي للأسطورة مع ضميمة في أصول الحضارة القديمة، الموسيقي في سورية: البحث الموسيقي والفنون الموسيقية ١٨٨٧ -١٩٨٧م، النص والأسلوبية بين النظرية والتطبيق، اللغة والدلالة: آراء ونظريات، رواد المسرح السوري بين أواسط العشرينات وأواسط الستينات، برهات تاريخية: دراسة جدلية في ظواهر الحضارة، الآباء/ ماكارنكو (ترجمة)، الأرجوزة في الوجود والعدم، القصة في سورية، الرواية العربية السورية، مسرح على عقلة عرسان، مسرح وليد مدفعي، مسرح القباني، أدب القصة في سورية، الأدب المسرحي في سورية، اللغة والأسلوب، الشخصية والصراع المسرحي، وله كتب أخرى أوردتما له في (تكملة

(0371- 7731 = 5777 - 1.79)



من حمص بسورية. حصل على دكتوراه دولة في التاريخ من جامعة القديس يوسف ببيروت، ودكتوراه دولة في الآثار من جامعة السوربون بباريس. عمل مديرًا للتنقيب والدراسات الأثرية بمديرية الآثار، ومحاضرًا في كلية الآداب بجامعة دمشق يدرِّس مادة التنقيب والآثار، وكان عضوًا في مجلس إدارة الآثار، وجمعية البحوث والدراسات بمجلة التراث العربي، ومراسلًا في الأكاديمية البريطانية، وعضوًا في عدد من الجمعيات العلمية، ونال عددًا من الأوسمة الأوربية. مات في ۲۱ شوال، ۲۱ تشرين الأول. صدر فيه كتاب تذكاري عن اتحاد الكتاب العرب بدمشق بعنوان: الدكتور عدنان البني: التاريخ والآثار: بيته وإنحاز عمره: السيرة الذاتية والعملية، ١٤٢٣هـ.

وله ما ينوف عن مئة بحث أثري أو تاريخي بالعربية والفرنسية والإنكليزية في المحلات

المختصة وبعض الموسوعات، وفي وقائع الندوات العلمية والمؤتمرات.

ومن كتبه: تدمر تاريخيًا وسياحيًا (مع خالد الأسعد)، تدمر والتدمريون، الفن التدمري، قلعة دمشق، محاضرات في تاريخ الشرق القديم، تقنية التنقيب الأثري الحديث (محاضرات)، الكتابات الأثرية، المدخل إلى تاريخ الشرق القديم، المدخل إلى عالم الكتابات القديمة.

وكتب أخرى له ذكرتما في (تكملة معجم

المؤلفين) (٢).

عدنان بن زكى الذهبي = عدنان بن ذريل

عدنان ساري الزبن (1771 - , 731a = 73P1 - P . , Ya) أديب وكاتب تربوي شاعر.



ولد في مدينة يافا بفلسطين، نزح وأهله إلى قرية في قضاء رام الله، ورجعوا إلى شرق الأردن. تعلم على شيوخ، منهم حمزة العربي، والمختار الشنقيطي، وتيسير ظيان، وأتم تعليمه في الكلية العلمية الإسلامية، وحصل على إجازة في اللغة العربية من جامعة بيروت العربية، ودرَّس في السعودية

بسرالله الرحن الرحم عيان ساري العيلا الرين مِنْ مُوالِدُ فُلِ لَجِينَ/ لَإِمَّا كِيَّا ثِي سِنِي الْفَقَرِ والحدة ويستحب ١٩٤٨ كزّح وأهله إلى تخريثهم في قصاء لم الد/مزاع المؤيلي، ورَفَعُوا الاسترق. ن جب ۲ درشت ، اکفائیس ایمان علی یک الشیخ حره العرض والشيخ سلم لكليابي جمها للادثم أوالكيلة لعلمة ولأسلامية . حا لعهد الشرعى . وفيد طامت محية من العلماء المسطين الاجتزاء يسم الشنج الخيثار أحرجمرد مودود لشنقطى والشيخ محمد فال المستقطى والأستاذ ممنسر لمبال عدنان ساري الزبن (خطه)

(۲) الرايــة (قطـــر) ۲۰۰۸/۱۰/۲۵ تشرين ٢٠/١٠/٢٢م، معجم المؤلفين السوريين ص٧٠، الضاد (كانون الثاني ٢٠٠٩م) ص١٥٠

(١) الأسبوع الأدبى ع ٨٦٣ (٢١/٦/٦١م)، الموسوعة الموجزة مج ٥ ص١٤٦، ومقدمة كتابه «اللغة والأسلوب».

(۱۱) عامًا. عاد ليعمل معلمًا وموظفًا في وزارات الشباب والثقافة والأوقاف بعمًان، وكتب مقالات عديدة. توفي يوم الأربعاء ٢٥ جمادى الأولى، ١٩ أيار (مايو). دواوينه المطبوعة: عروبة هند، أريج الخزامى (بالمشاركة)، بين الشريفين (بالمشاركة)، مدار الزمن، أردني بعدلى.

مؤلفاته الأخرى: الشورة العربية الكبرى من منظور إسلامي، الشريفان، القدس في عيون الهاشميين، مسرحية الرايات العربية، السيف والبيان في تحرير قدس الرحمن، السيف والقلم في تحرير الأقصى (أو أنه السابق)، أحلى النفائس لأغلى الفوارس، خلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين، الحياء والعفة وأثرهما في بناء الأسرة، العز والنصر والقدوة في السادة الأبرار شهداء مؤتة.

وله مسرحيتان مخطوطتان: القادسية والعقاب، أبو عبيدة عامر بن الجراح(١).

عدنان سالم المجالي (۰۰۰ – ۱٤۳۳هـ = ۰۰۰ – ۲۰۱۱م) داعية.



من الكرك بالأردن. تخرَّج في كلية الشريعة بالجامعة الأردنية، دعا إلى الله بإخلاص وحرص، وانتمى إلى حزب جبهة العمل

(۱) موقع المملكة اليوم (استفيد منه في ۱۸ أيار ۲۰۱۰م)، معجم البابطين ۳/ ٤٨٢، دليل كتاب فلسطين ص١٤١، موسوعة أعلام فلسطين ٥/ ٢٥٥.

الإسلامي، وصار نائب شعبة في الكرك، ورئيس مجلس شورى في الجبهة، ثم نائبًا أول للأمين العام. وكان مديرًا للشؤون التعليمية والفنية بمدارس الأرقم. توفي صباح يوم الأربعاء ١٢ محرم، ٧ كانون الأول(٢).

## عدنان السَّبيعي = محمد عدنان بن عمر السبيعي

عدنان سعد الدين (١٣٤٨ – ١٩٢١ه = ١٩٢٩ – ٢٠١٥م) المراقب العام للإخوان المسلمين في سورية.



من مواليد مدينة حماة. حصل على شهادة دار المعلمين من حلب، وإجازة في اللغة العربية من القاهرة. درَّس في ثانويات حماة، ثم في قطر، وعمل موجهًا تربويًا في أبو ظبي، حتى عام ١٣٩٩هـ، الذي شهد انتفاضة الإخوان المسلمين ضد الحكومة بقيادة حافظ الأسد في سورية، وصدامات دامية بينهما. وقد انتسب إلى الجماعة منذ عام ١٣٦٥هـ على يد مؤسّسها مصطفى السباعى رحمه الله. وانتخب مراقبًا عامًا للإخوان عام ١٣٩٦هـ، فكان المراقب الرابع لهم. وقاد الجماعة أثناء الصدام الدامي بينها وبين الحكومة، مما عُرف بمأساة حماة، التي قُتل فيها عشرات الألوف، وعمل مراقبًا عامًا حتى عام ١٤٠١هـ، وأعيد انتخابه عام ١٤٠٦هـ، حتى عام ١٤١٧ه، حيث شهدت فترات

منها خلافات وانشقاقات قادها، قبل أن تعود الجماعة لوحدتها. وكان من المعارضين جدًا لجاملة النظام السوري، ويقول الحق دون خوف، وكان عضوًا مؤسسًا في جبهة الخلاص، وذا نشاط وحركة دؤوبة، وقد شغل سورية وأهلها بحركته، كما شارك في القضايا الإسلامية العامة، مثل قضية فلسطين، وفي إريتريا، والسودان، وتدخّل لإنقاذ حياة كثير من الدعاة والعلماء من طغيان وإعدام صدام حسين بالعراق، وبني علاقات طيبة مع العلماء، انتهت إلى تشكيل الجبهة الإسلامية في سورية، كما شكل لجنة لوضع النظام الأساسي والداخلي للجماعة، وعمل لها ميزانية، وجاهد لتوحيد فكر الإخوان ليصدروا عن آراء ومواقف متقاربة إن لم تكن متطابقة، بل حاول جمع جماعات الإخوان المسلمين في بلاد الشام تحت مظلة واحدة، ودعا جميع حركات الإخوان في البلاد العربية إلى تكتلات إقليمية، ودخل سورية مرات سرًا، والتقى بالإدارات والمراكز، وأقام علاقات مهمة للجماعة مع عدد من الدول والجماعات الإسلامية، وعقد محاورات ومؤتمرات، وحاضر... إلى أن توفاه الله بعمَّان يوم الأحد ٢١ شعبان، الأول من



عدنان سعد الدين المراقب العام للإخوان المسلمين بسورية

وكتب خمسة مجلدات ضخمة عن جهاد جماعة الإخوان المسلمين في سورية بعنوان: «الإخوان المسلمون في سورية: ذكريات ومذكرات» وترك السادس منها أوراقًا مبعثرة.

(۲) موقـــع الســـبيل ۲۰۱۱/۱۲/۱۶، عــين نيــوز ۲۰۱۱/۱۲/۷م.

ومن مؤلفاته الأخرى: حوار مع الحارودي حول القضية الفلسطينية، مع الأستاذ رجاء جارودي في الحوار والأفكار(١).

عدنان سعید الملوحي (۱۳۶۳ – ۱۶۲۳ه = ۱۹۲۴ – ۲۰۰۲م) کاتب ومحرر صحفی ناشر.



من حمص. والده من علماء حمص البارزين. انتقل إلى دمشق وانتسب إلى كلية الشريعة فيها. أصدر جريدة «الطليعة» عام ١٣٧٣هـ (أواخر عام ١٩٥٤م)، التي تحولت من بعد إلى «الطليعة الجديدة». عانى الغربة في أوربا، عاد ليعمل مديرًا لمكتب الصحافة والإعلام بوزارة الأوقاف، لمكتب الصحافة والإعلام بوزارة الأوقاف، إضافة إلى تحرير مجلة «ضج الإسلام» التي تصدرها الوزارة (وتمجد فيها الحكام الظالمين). أنشأ دارًا للتأليف والنشر في بيروت عام ١٣٩٣ه، ثم في دمشق عام بيروت



له: الكتاب الأبيض، توفيق الحكيم بين الوعي والغيبوبة، مذكرات بين مدينتين:

 (۱) موقع المسلم ۱٤٣١/٨/۲۰هـ، ومدونات مكتوب، إخوان ويكي (استفيد منه في جمادى الآخرة ١٤٣٢هـ).

من حمص إلى الشام، أكرم الحوراني عرَّاب الانقلابات السورية، صاحبة الجلالة الصحافة، فضيحة ووترغيت، مسيلمة السادات والمعاهدة، تحطم خط بارليف، الطريق إلى دمشق، أيام الشام، قصة الانقلابات، كيف تصبح صحفيًا ناجحًا، وطنيون وأوطان، ثورة إيران الإسلامية، من أيام الثورة السورية، وعادت القنيطرة(٢).

عدنان أبو الشامات (١٣٥٢ - ١٤٣١ه = ١٩٣٤ - ٢٠١١م) ملحن موسيقي.



من مواليد دمشق. تخرَّج في المعهد الموسيقي الشرقي، درَّس الموسيقي في المعهد الأهلي، عيِّن في إذاعة حلب، قدَّم ما يقرب من (۱۰۰) لحن، بين موشّح وقصيدة وأغنية شعبية ووطنية ودينية، نُقل إلى مديرية المسارح والموسيقي، فلحَّن أغاني وموسيقي تصويرية لكثير من المسرحيات، وأسَّس فرقة «الأنغام الموسيقية»، عضو لجان ومجالس، مثل: لجنة المواهب في إذاعة دمشق، لجنة التراث في مهرجان الأغنية السورية، ولحَّن لكبار المطربين بسورية، وفي مقدمتهم صباح فخري، كما قدَّم العديد من الألحان للإذاعة والتلفزيون. وكان عضوًا مؤسّسًا في نقابة الفنانين، وسافر إلى معظم بلدان العالم. توفي يوم الاثنين ٢ ربيع الآخر، ٧ آذار بدمشق.

(۲) علماء دمشق وأعيانها ص٩٦٤، الموسوعة الموجزة ١٨/
 ١٥٤ (وفيه ولادته ٩٢٩١م).

وله كتب، من مثل: ديوان الموشَّحات، خمسون عامًا من الموسيقى والأوبرا: سيرة ذاتية في سياق رؤية شمولية ...، المنهاج الشامل لنقابة الفنانين، أحمد الأوبري (بالمشاركة)، أبو خليل القباني (٣).

## عدنان صبحي البرادعي (۲۰۰۰ – ۱٤۲۷ه = ۲۰۰۰ – ۲۰۰۲م)

من الأردن. حقّق العديد من الاختراعات العالمية المهمة. فقد حصل على براءة اختراع نظام التريز اللوني لتمييز حقائب المسافرين، وسجله في جامعة دي بول بشيكاغو، ومنحته الجامعة جائزة أحسن اختراع. كما حصل على براءة اختراع التشفير وثائق الأحوال المدنية والوثائق الرسمية. كما الستحق براءة اختراع على إسوارة التعريف البلاستيكية. مات في عمّان يوم ١٣ ربيع الآخر، ١١ أيار(١٠).

عدنان الطائي (۱۳۵۱ - ۱۶۲۶ه = ۱۹۳۳ - ۲۰۰۳م) (تكملة معجم المؤلفين)

عدنان عبدالحافظ مسودة (١٣٦٥ - ١٣٢١هـ = ١٩٤٥ - ٢٠١١م)

طبيب داعية.\_\_



والده من مؤسّسي جماعة الإخوان المسلمين

(٣) موقع اكتشف سورية (١٤٣٤هـ)، دليل سوريا
 (١٤٣٤هـ)، موقع ثقافة وفن ١٢٠١١/٣/٩. وهو غير سميّه الممثل (ولد ١٣٨٥هـ = ١٩٦٥م).

(٤) الغد (موقع) استفيد منه في ٢٩/١١/٢٨ه).

في مدينة الخليل بفلسطين، فنشأ ملازمًا لهم، ودرس الطب في جامعة دمشق، وصحب زعيم الإخوان هناك مصطفى السباعي، ثم عصام العطار، وكان يؤذن في مسجد الجامعة، ثم عمل في مستشفيات إربد. وعاد إلى الخليل ليجدِّد خلايا الجماعة في الخليل، وكان له دور في تشكيل المحلس البلدي، وكان الصوت الإسلامي بين أعضائها، وعمل مع الشيخ أحمد ياسين، ومن جملة الحاضرين في اللقاء التاريخي الذي قرر ضرورة انتقال الحركة الإسلامية من المرحلة التربوية إلى المقاومة، فانطلقت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وأشعلت انتفاضة كبيرة، وخضع المترجم له إلى تحقيق قاس من قبل العدو المحتل. وكان نشيطًا في العمل النقابي الطبي، ثم أُبعد مع إخوانه إلى مرج الزهور في حادثة مشهورة. وبعد عودته ومواقفه الصامدة وحركته الدائبة أعيد للاعتقال الإداري في سجن النقب لإبعاده عن ساحة التأثير، وصار نزيلًا شبه دائم للاعتقال الإداري حتى عام ٢٧٧ هـ، كما تعرّض لاستدعاءات كثيرة واعتقالات على أيدى أجهزة السلطة الأمنية الفلسطينية. توفي يوم ٢١ ربيع الآخر، ٢٦ آذار (مارس)<sup>(۱)</sup>.

عدنان عبدالقادر الخطيب (١٣٣٣ - ١٤١٦ه = ١٩١٤ - ١٩٩٥م) حقوقي لغوي.



(١) مما أعدته إعلامية الهيئة القيادية العليا لأسرى حماس في سجون الاحتلال الصهيوني (٣٣٦هاهـ).

من أسرة دمشقية معروفة. والده خطيب الجامع الأموي. درس على جمهرة من علماء دمشق. وحصل على الدكتوراه في الحقوق من جامعة باريس. مارس المجاماة، وكان من عمل مستشارًا في محكمة الاستئناف، ونائبًا عمل مستشارًا في محكمة الاستئناف، ونائبًا في الدائرة القانونية بوزارة العدل. درَّس في جامعة دمشق، وفي معهد الدراسات العالية لجامعة الدول العربية في القاهرة. وضو اللجان المشتركة لتوحيد القوانين عضو اللجان المشتركة لتوحيد القوانين بين مصر وسورية أيام الوحدة، مستشار في الدولة. وآخر منصب تولاه رئاسة في الدولة. وكان عضوًا فاعلًا في مجمع اللغة العربية، وكتب في مجلتها العديد من البحوث، وفي دوريات أخرى.

ومن آثاره القلمية: لغة القانون في الدول العربية، المعجم العربي بين الماضي والحاضر، الوجيز في شرح المبادئ العامة في قانون العقوبات، النظرية العامة للجريمة، تطور العقوبة والعقوبات عند البدو، الأمير مصطفى الشهابي، مجمعيون افتقدناهم، علماء من دمشق، نظرات في المعجم العربي الوسيط، مجمع اللغة العربية بدمشق في خمسين عامًا، عبدالله كنون: سبعون عامًا من الجهاد المتواصل في خدمة الإسلام والعروبة، حقوق الإنسان في الإسلام: أول تقنين لمبادئ الشريعة الإسلامية فيما يتعلق بحقوق الإنسان (شرح وتعليق)، محمد كرد على: الرائد المجمعي الأول في الوطن العربي، محمد بمجة البيطار: حياته وآثاره، الدكتور شكرى فيصل وصداقة خمسين عامًا. وله كتب أخرى أوردتها في (تكملة معجم المؤلفين)(٢).

**عدنان علي خالد** (۱۳۰۳ – ۱۶۰۰ه = ۱۹۳۶ – ۱۹۸۰م) أديب شاعر.



من مواليد بلدة يازور في يافا، بعد عام ١٩٤٨ لجأ مع أسرته إلى الأردن حيث أكمل تعليمه. كان صالونه (للحلاقة) في مدينة الزرقاء مجمعًا للكتّاب. نشر قصائده مقالاته النقدية في عدد كبير من الصحف والمحلات العربية. كان عضو أسرة نادي القلم الثقافي، وعضو رابطة الكتاب الأردنيين.

وله كتب، منها: الذاكرة والزمن، هالات الحب الأزرق.

وشارك في الكتب التالية التي صدرت عن رابطة الكتاب الأردنين: القصة القصيرة في الأردن: مختارات، ١٧ قصة قصيرة، ألوان من القصة الأردنية، القصة القصيرة.

وله من المخطوط: الفجوات (قصص)، طائر في الغياب (قصص)، مجموع شعرى(7).

عدنان علیان (۰۰۰ - قبل ۲۵۱۵ه = ۰۰۰ - قبل ۲۰۰۶م) (تکملة معجم المؤلفین)

 <sup>(</sup>٢) شخصيات سورية في القرن العشرين ص٤١، معجم المؤلفين السوريين ص١٦٧، موسوعة بيت الحكمة ١/ ٥٥٧، موسوعة أعلام سورية ٢/ ١٩٧، الموسوعة العربية (السورية) ٨/ ،٨٥، موسوعة الأسر اللمشقية ١/ ٥٤٤.

 <sup>(</sup>٣) موسوعة كُتَّاب فلسطين في القرن العشرين ص ٢٩٥٠ معجم أدباء الأردن ١/ ١٣١١، معجم البابطين لشعراء العربية، دليل كتاب فلسطين رقم ٤٧٨.

## عدنان عمامة (۱۳۲۱ – ۱۲۲۴هـ = ۱۹۶۲ – ۲۰۰۳م) روائی شاعر، صحفی.



ولد في طبريا، التجأ بعد النكبة إلى دمشق ودرس فيها حتى الثانوية. عمل في الصحافة. عضو اتحاد الكتاب والصحفيين الفلسطينيين، مسؤول الثقافة في مجلة «الطلائع» التي تصدرها منظمة الصاعقة، وكان قد انخرط في العمل الفدائي وعمل فيها، وانتخب عضوًا في أمانة فرع سورية للاتحاد العام للكتاب والصحفيين الفلسطينيين. كتب القصة والشعر والمقالة، وكتب أعمالًا للتلفزيون. مات بدمشق في (٢٩) ربيع الأول، (٣٠) أيار (مايو). من آثاره المطبوعة: السجن ٦٥ (شعر). والروايات: الخزعندار، الحومة، الولد سلمان، طبرصف الزينبية، الخندق سعيد الخلان وخاتم الفتيان، عيلة أكابر (مسلسل سوري)<sup>(۱)</sup>.

عدنان الغول = يحيى محمود الغول

عدنان فرهاد (۱۳۲۰ – ۱۶۱۷ه = ۱۹۲۱ – ۱۹۹۱م) (تکملة معجم المؤلفين)

## عدنان بن كامل الداعوق (۱۳۵۱ – ۱۹۸۷ هـ = ۱۹۳۲ – ۱۹۸۹م) أديب قاصّ.



ولد في مدينة إدلب بسورية، تعلم في حمص، وأجيز في الحقوق، بدأ حياته بكتابة الشعر، مم انصرف إلى كتابة القصة القصيرة، وكان أول قصة نشرها عام ١٣٧٠ه (١٩٥٠م). عضو في اتحاد الكتّاب العرب، وعضو المكتب الإداري لفرع اتحاد الكتاب بحمص، عضو مؤسّس في رابطة الأدب الحديث بالقاهرة. زار عددًا كبير من دول العالم، ومثّل بلاده في أكثر من مؤتمر عربي وعالمي، وترجمت بعض أعماله القصصية إلى الإسبانية والإنجليزية والألمانية. توفي بالرياض في ١٣ ربيع الأول، ١٥ تشرين الثاني.

من مؤلفاته القصصية: ذات الخال، وحدة الحب، ستشرق الشمس زرقاء، السكين، قارب الرحيل، وكتاب: أبطال وأبحاد، من تاريخ الثورة السورية لعام ١٩٢٥م، نظير زيتون الإنسان، دراسة في أدب المهجر، قصة من حلب، ١٥ قصة سورية، السمكة والبحار الزرقاء، أزهار البرتقال، آدم والجزار (٢).

## عدنان المجالي = عدنان سالم المجالي

 (۲) معجم الروائيين العرب ص٢٨٦، موسوعة أعلام سورية
 ۲۰۵، معجم المؤلفين السوريين ص ١٨٢، الفيصل ع ۱۱۸۸ (ربيع الآخر ۱٤٠٧هـ).





من دمشق. حاصل على إجازة في الحقوق. رئيس مكتب الرياضة والشباب العربي، رئيس تحرير رئيس لجنة الحكام العرب، رئيس تحريد جريدة (الاتحاد) الرياضية، حكم دولي ومعلق رياضي. أشرف على امتحانات الحكام في عدد من الأقطار العربية. رأس تحرير صحيفة (الملاعب) السورية، ومجلة (الوطن) في لندن. مات يوم الأربعاء ٢ جمادي الأولى، ٢٥ تشرين الأولى.

أصدرت شركة الرياضية السورية كتابًا عنه بعنوان: عدنان بوظو: حكاية قلم وعلم. وله كتب، مثل: شعاع من بلدي، عرس الكرة العالمي، انتصار الشباب، تونس صناجة العرب في الأرجنتين<sup>(۲)</sup>.

عدنان محمد جمجوم (۱۳۲۶ - ۱۲۲۰ه = ۱۹۶۶ - ۲۰۰۶م) طبیب حرًاح.



(٣) شخصيات سورية في القرن العشرين ص٢٩، الموسوعة الموجزة مج ٥ ص٧٤، موسوعة أعلام سورية ١/ ٢٩٣، موسوعة الأسر الدمشقية ١/ ٢٧٣.

 <sup>(</sup>۱) معجم الروائيين العرب ص٢٨٧، موسوعة أعلام فلسطين ٥/ ٢٧١.

من الحجاز. حصل على إجازة في الطبّ من جامعة فرايبورج بألمانيا، ثم الماجستير والدكتوراه في الجراحة، وتخصص في أمراض الجراحة العامة. عاد فكان جراحًا في مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض، ثم درَّس في جامعة الملك عبدالعزيز بجدة، واختير أول مدير لمركز الملك فهد للبحوث الطبية بالجامعة، ثم كان عميدًا لكلية الطبّ الطبية بالجامعة، ثم كان عميدًا لكلية الطبّ بحا، واختير رئيسًا لنادي الاتحاد الرياضي. أجرى (٢٥) ألف عملية جراحية! ولقب بعميد الجراحة في السعودية. توفي يوم بعميد الجراحة في السعودية. توفي يوم الأحد ٢ محرم، ٢٢ فبراير.

كان شغوفًا بالبحث العلمي، نشر عشرات الأبحاث في مجال تخصصه، وألف كتابًا شمل البحوث الطبية التي أعدَّها، وكان أول كتاب سعودي باللغة الإنجليزية(١).

عدنان بن محمد صادق بكداش (۱۳٤٠ - ۱۹۶۱ه = ۱۹۲۱ – ۱۹۸۶م) (تكملة معجم المؤلفين)

عدنان محمد العجلاني (۱۳۲۲ - ۱۲۱۸ه = ۱۹۲۳ - ۱۹۹۱م) ضابط أمن أديب.



من مواليد مدينة دمشق. تخرَّج ضابطًا في الكلية العسكرية بحمص، وعمل قائدًا لمفرزة الشرطة العسكرية على حدود فلسطين، وقائدًا لمنطقة الصنمين، ثم شهبا، ثم رأس العين، ثم كان معاونًا لقائد شرطة دمشق،

(١) رواد وأعلام الطب ٨٣٣/١.

ووصل إلى رتبة عميد، وقد شارك في حرب فلسطين ١٩٤٨م، وأصيب وعولج، ونظم الشعر.

له ديوان: العناقيد الخضراء.

وله: قطوف باسقة (بعض أعماله وما رُثي به، وفيه قصص قصيرة له)، وترجم قصة «الهاربة»، فضلًا عن مؤلف ضخم بعنوان مذكرات (٢).

عدنان محمد قره جولي (۱۳۴۸ – ۱۹۱۱ه = ۱۹۲۹ – ۱۹۹۱م) (تکملة معجم المؤلفين)

عدنان محمود خضر (۱۳۲٤ – ۱۲۱۱ه = ۱۹۶۴ – ۱۹۹۰م) (تکملة معجم المؤلفين)

عدنان بن محمود منيني (١٣٥٢ – ١٤١٢ه = ١٩٣٣ – ١٩٩١م) (تكملة معجم المؤلفين)

عدنان محيي الدين (١٣٣٩ - ١٣٩٩هـ = ١٩٢٠ - ١٩٧٨م)

محرر صحفي. ولد في حلب، أكمل دراسته الجامعية في ولد في حلب، أكمل دراسته الجامعية في استانبول، عاد وعمل في الصحافة، فكان عبدالعال في جريدة (الإصلاح)، ثم استقلً بإصدار صحيفة (الميزان). وفي لبنان عمل محررًا سياسيًا في جريدة (النهار). عاد، وتتلمذ عليه العديد من رجال الصحافة بحليل.

## عدنان مصطفى إيلوش (١٣٤٨ - ١٣٤١هـ = ١٩٢٩ - ٢٠٠٠م) (تكملة معجم المؤلفين)

(٣) مئة أوائل من حلب ص١٥٠٧، معجم الجرائد السورية
 ص٤٨٧.

عدنان مصطفی السمان (۱۳۵۹ – ۱۹۲۰ه = ۱۹۶۰ – ۲۰۱۲م) کاتب مناضل.



من فلسطين. حاصل على إجازة في اللغة العربية، وماجستير في العلوم السياسية، درّس في عدد من كليات نابلس ومدارسها، وعمل مديرًا لشؤون الطلبة في كلية نابلس وكتب في مختلف فنون الأدب، وكتب في القضية الفلسطينية وهموم الفلسطينيين مئات المقالات، في صحف وجلات محلية وعربية، وكان صاحب عمود دائم في مجلة البيادر السياسي (زاويتي)، دائم في مجلة البيادر السياسي (زاويتي)، وكتب باسمه الصريح وبأسماء مستعارة، أشهرها (أبو الأمين) و (أبوب) و (أبو سعد) في صحيفة (المنار) التي عمل فيها شعد) في صحيفة (المنار) التي عمل فيها الله. توفي مساء الخميس ٦ شوال، ٢٢

ورد أن حصيلة أعماله بلغت أكثر من (٣٠٠٠) صفحة، وأنها تُجمع لتنشر، وكان عاكفًا لإعداد كتاب (أعلام من فلسطين)، وصدر له كتاب: زمن التيه (أ).

عدنان ميستر (۱۳٤٠ – ۱۳۹۹هـ = ۱۹۲۱ – ۱۹۷۹م) فنان تشكيلي.

(٤) موقع مجلة البيادر السياسي ع ١٠٢٦ ( ٢٠ / ١٠ / ٢٠ ١٢م).

<sup>(</sup>٢) معجم البابطين لشعراء العربية.



من حلب. أخو الشاعر «أورخان». تعلم العزف والموسيقى ذاتيًا، ومارس التصوير الفوتوغرافي، تخرَّج في كلية الهندسة، ورسم لجلة الكلية رسومًا كاريكاتورية، ورسم لوحات أخرى، استقرَّ بدمشق، وركز على المدرسة السوريالية، واعتبرته مجلة أمريكية أشهر الفنانين السورياليين في العالم! كما اعتبره ناقد فني رائد المدرسة السوريالية في الوطن العربي. أقام معارض عدة لأعماله الفنية (۱).



عدنان ميسر (لوحة له)

عدون = سعيد بن بلحاج شريفي

عدون بن ناصر جهلان (۱۳۷٤ – ۱۹۰۹ه = ۱۹۵۰ – ۱۹۸۸م) (تکملة معجم المؤلفين)

عُدي صدام حسين (١٣٨٤ - ١٤٢٤ه = ١٩٦٤ - ٢٠٠٣م) النجل الأكبر لرئيس العراق.



ولد في بغداد. حصل على إجازة في

الهندسة المدنية من جامعة بغداد، حصل

على الدبلوم العالى في العلوم العسكرية من

كلية الحرب، والدبلوم العالى في الدراسات

الاستراتيجية (الدفاع الوطني) من كلية

الدفاع الوطني، والماجستير في العلوم

العسكرية من كلية الأركان العراقية، وشهادة

في الطيران (الثابتة الجناح) وأخرى في قيادة

الطائرات المروحية، كما حصل على دكتوراه

الفلسفة في العلوم السياسية من جامعة

بغداد، وما بعد الدكتوراه من كلية العلوم

السياسية بجامعة صدام عن رسالته «الوطن

العربي في القرن الحادي والعشرين». وقد

اعتلى مناصب عديدة بما أنه ابن الرئيس،

منها: رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية

العراقية، نقيب الصحفيين العراقيين، رئيس

الاتحاد الوطني لطلبة العراق، رئيس الاتحاد

العام لشباب العراق، رئيس جمعية البرلمانيين

العراقيين، رئيس مجلس إدارة صحيفة البعث

الرياضي، وصحيفة بابل، مشرف عام على

الصحف والمحلات الأسبوعية، مشرف على

فدائيي صدام، مشرف عام على إذاعة

وتلفزيون الشباب، وذكر أنه كان يشرف

على تعذيب وإهانة المئات من المساجين،

وأنه كان يخطف النساء بواسطة مساعديه

بعدف اغتصابحن، وكان قاسيًا مع الفرق

الرياضية عندما تخسر. تعرض لعملية اغتيال

عام ١٤١٦ه أصيب جراءها بشلل جزئي.

قُتل يوم (٢٢) تموز (يوليو) في معركة مع

القوات الأمريكية بمنزل في الموصل كان

يختبئ فيه مع شقيقه قصى.

له من الكتب: عالم ما بعد الحرب الباردة: دراسة مستقبلية (صدر في سنة وفاته)(٢).

# العربي بن أحمد الصقلِّي (١٣٥٧ – ١٩٦٦هـ = ١٩٣٨ – ١٩٩٥م) إعلامي ريادي.



ولد بمدينة الدار البيضاء، بعد حصوله على الثانوية اشتغل في صحيفة «لي بيتي ماروكان» الصادرة في المغرب. وفي فرنسا عمل في الوكالة الفرنسية للصحافة، ثم في دار الإذاعة والتلفزة الفرنسية، ثم في جرائد. عاد إلى المغرب ليعمل في الإذاعة والتلفزيون رئيسًا للتحرير سنة ١٣٧٨هـ، وقد غطى أحداثًا للمستمعين والمشاهدين في المغرب، مع قراءة نشرات الأخبار لسنوات، وقد كان مديرًا لقسم الأخبار، ورافق البعثة العسكرية المغربية التي شاركت في معارك حرب رمضان بالجولان، ثم اشتغل بالنشر، فأحدث شركة «تويغو ميديا»، وأشرف على إصدار مجموعة من النشرات بالعربية والفرنسية، وهو من مؤسّسي المعهد العالي للصحافة، والرئيس المؤسِّس للقسم المغربي في الاتحاد الدولي للصحفيين والصحافة الناطقة بالفرنسية. مات يوم الثلاثاء ١٩ صفر، ۱۸ یولیو<sup>(۳)</sup>.

<sup>(</sup>۱) الثورة (حلب) – الملحق الثقافي ۲۰۰٦/۳/۲۱م. وصورته ولوحته من موقع حلب (۲۰ نيسان ۲۰۱۱م).

 <sup>(</sup>۲) الشرق الأوسط ۱٤٢٤/۱۱/۸ه. وكتابه المذكور،
 الذي أصله دكتوراه.

 <sup>(</sup>٣) معلمة المغرب ١٦/ ١٥٥٤٧ الفيصل ع ٢٢٦
 ص ١٢٤٠.

## العربي باطما (۱۳۲۸ – ۱۹۱۸ه = ۱۹۹۸ – ۱۹۹۷م) کاتب وفنان هاو . والده «رحّال».



من الدار البيضاء. موسيقي، مسرحي، سينمائي، رياضي، فنان شعبي، زجَّال. وكان والده «رحّال» مدمنًا على الخمر والتدخين والمخدرات، فنشأ هو أيضًا حياة صعلكة وتشرد ونشل وعراك وانقطاع عن الدراسة، وانضم إلى الشطّار والصعاليك، وامتهن أرذل الأشغال، قضى حياته كلها في الخمر والجنس والتدخين والإدمان على المخدرات الخطيرة والحقن السامة والحشيش، وأصيب بالسرطان من تلك الأسباب. وجد نفسه مرغوبًا في المسرح، لقدرته على الغناء والتمثيل، وأنشأ مع صديقه بوجمعة فرقة «ناس الغيوان» في تجربة غنائية جماعية. وقد كتب ذكرياته وهو مريض بالسرطان، يصف ما به وما حوله من ذلك، وهو لا يفتأ يحمد الله ويبدي استسلامه له

ولاأ حد ما نهة أرصن من المسلم المستعار و ربعا المؤت عابيًا كما به يوله فيت المؤت عابيًا كما به يُقِعًا المؤت عابيًا كما به يُقِعًا المؤت عابيًا كما به يُقِعًا

#### العربي باطما (خطه)

كتب قصصًا لم تُنشر، وكتب سيناريو فيلم «جنب البير»، وعدة نصوص مسرحية،

وقصيدة طويلة تضمُّ آلاف الأبيات! له سيرة ذاتية صدرت بعنوان الرحيل: الكتاب الأول من السيرة الذاتية، الألم: الكتاب الثاني من السيرة الذاتية، حوض النعناع (ديوان)، ملحمة لهمام حسام (نُشر منه جزء من أصل جزأين أو ثلاثة)، خناتة (رواية)، رحلة إلى الشرق (رواية)(1).

## العربي بلخير (١٣٥٧ - ١٤٣١ هـ = ١٩٣٨ - ٢٠١٠م) رجل دولة، ضابط.



من الجزائر. خدم في الجيش الفرنسي عندما كانت محتلة للجزائر، ثم فرَّ منه والتحق بجيش التحرير الوطني، وصار أحد الضباط الذين شكلوا صلب النظام بعد أن استقلت الجزائر عام ١٣٨٢ه، ثم عمل مديرًا لديوان الرئاسة في عهد الرئيس الشاذلي بن جدید، وکان وزیر داخلیة عندما فازت الجبهة الإسلامية للإنقاذ بانتخابات كانت ستوصلها إلى الحكم، قبل أن يتدخل الجيش ويلغى الانتخابات ويشكل محلس دولة لإدارة البلاد، وقام المترجم له بدور أساسي في قيام هذا الجلس، ومن الذين أوقفوا المسار الانتخابي، ثم عمل كبير مستشار للرئيس عبدالعزيز بوتفليقة من ١٤٢٠ --١٤٢٦ه، وعيَّنه سفيرًا بالرباط، وبقى في هذا المنصب حتى وفاته. وكان واسطة بين العسكر والمدنيين، ويحلُّ خلافات أجنحة السلطة التي كان يتدخل الأمن في قراراتها. وكان برتبة جنرال. ودفن في ١٣ صفر، ٢٩ يناير (٢).

حوض (نُشر خناتة .

مناضل وزير.



العربى سعدوني

(7371 - 7131a = 7781 - 7881a)

ولادته في سيدي إبراهيم بدائرة البيبان في الجزائر. انضم إلى طلبة الشيخ ابن باديس في تبسة بعد وفاته، حصل على الشهادة الأهلية من معهد الخلدونية بتونس، عاد ليدير مدارس، وانضم إلى جهاز جبهة التحرير الوطني في أعمال إدارية، كلِّف بتحرير «كلمة الجزائر» التي كانت تذاع يوميًا من الإذاعة، وكان التعليق السياسي أيضًا من تحريره وإلقائه، ثم كلِّف مراسلًا لجريدة المجاهد. شارك في تأسيس جريدة (الشعب) ثم تركها، عمل مترجمًا في الأمانة العامة للمجلس الوطني، وفي سنة ١٣٨٥هـ عيِّن وزيرًا للأوقاف حتى ١٣٩٠هـ. أنشأ المحلس الإسلامي الأعلى، ومعاهد إسلامية، وأحدث الشهادة الأهلية فيها، وأنشأ ملتقيات الفكر الإسلامي، ومركز تكوين الأئمة، كما أنشأ وشجع حفاظ القرآن الكريم. ثم عمل في المحاماة، وفي سنة ١٤٠٣ هـ عيّن نائبًا عن الجلس الوطني الشعي (٣).

العربي بن شقرون (۱۳٤٩ - ۱۹۰۶هـ = ۱۹۳۰ - ۱۹۸۶م) مخرج سينمائي.

(٢) الجزيرة نت (١٤٣١/٢/١٤هـ)، الشرق الأوسط ع

(١) لمحات اختصرتما من سيرته الذاتية.

٥٨٦١١ (٦١/٢/١٣١هـ).

<sup>(</sup>٣) من أعلام الإصلاح في الجزائر ٢/ ١٥٥.



من فاس. درس السينما في روما وأمريكا، وتلقى تدريبات في عدة مؤسسات، فيهما وفي باريس مع تدريبات بحوليود. عاد ليعمل في المركز السينمائي المغربي مخرجًا للأنباء المصورة والعديد من الأفلام التسجيلية القصيرة، وأنحز أول شريط مغربي في فجر الاستقلال ١٣٧٠هـ. مارس إنتاج الأفلام الدعائية، واهتم بالتوزيع والاستقلال السينمائي، وكان صاحب قاعة سينما مونتيكارلو بالدار البيضاء. اعتبر المراسل الرسمى لعدة دور أخبار فرنسية. أخرج أغلبية الأفلام القصيرة التي أنتجها المركز المذكور منذ ١٣٧٥هـ حتى ١٣٩٠هـ، منها «صديقتنا المدرسة» الذي عدَّ أول فيلم مغربي وثائقي قصير أنحز فجر الاستقلال(١).

العربي الصقلي = العربي بن أحمد الصقلي

العربي بن علي اللوه (۱۳۲۳ – ۱٤۰۹هـ = ۱۹۰۵ – ۱۹۸۹م) مستشار، مدرس شرعي.



(۱) المخرجون السينمائيون المغاربة ص١٠١، معلمة المغرب ٥٣٩٧/١٦.

ولد بقرية تغنمين البقيوية إحدى قبائل الريف المغربي. حفظ القرآن الكريم وبعض المتون، وفي تونس تخرج بجامع الزيتونة العتيق حاملًا شهادة العالمية «التطويع»، وواصل حضور مجالس كبار العلماء هناك، أجيز إجازة رواية من قبل بلحسن النجار والبشير النيفر. عاد ليعيَّن قاضيًا على قبيلة بني يدر، ثم مستشارًا شرعيًا بنيابة الأمور الوطنية في تطوان، فرئيسًا لمكتبة الصدارة العظمى، فكاتبًا عامًا هناك، ثم وزيرًا للأحباس في الحكومة الخليفية. درَّس بالمعهد الديني العالى، وبعد الاستقلال تعيَّن أستاذًا بكلية أصول الدين. وعرف بدماثة الخلق والتواضع والحلم والاشتغال بما يعنيه. ووضع مؤلفات، هي: علم أصول الفقه، الرائد في علم العقائد، المنطق التطبيقي؟، المنهال في كفاح أبناء الشمال(٢).

## عربي القباني = محمد عربي بن محمد صالح القباني

### العربي بن محمد الورياشي (١٣١٨ - ١٤٠٩هـ = ١٨٩٨ – ١٩٨٩م) عالم فقيه.

ولادته في إحدى قبائل قلعية على ساحل البحر بالمغرب. قرأ العلوم الشرعية على مشايخ العلم، منهم عبدالسلام العلوي، والحسن الزرهوني، وعبدالسلام المرابط المحمدي، ومكث في الرباط مدة لتحصيل العلم، ثم عمل في العدالة والقضاء، ولع بالمطالعة، وجمع مكتبة نفيسة، فاتسعت بالمطالعة، وجمع مكتبة نفيسة، فاتسعت كما اهتم بالتاريخ والأنساب، وله مسائل وفتاوى وتقييدات وأجوبة عديدة، ونظم

جُمعت أعماله في كتاب صدر بعد وفاته بعنوان: السفر الجامع لأعمال الشيخ الفقيه الشريف القاضي العربي بن محمد بن محمد الورياشي، المتوفى سنة ٩٠٤ ه/ حدمه واعتنى به عبدالحميد بن العربي الورياشي، هارون بن عبدالرحمن آل باشا. – بيروت: دار ابن حزم، ٤٣٤ هـ، ٣٢٨ ص.

وأعماله في الكتاب رسائل صغيرة، أو مسائل، سميت (أجزاء)، وهي أربعة، معظمها في الصلاة، هي: لطائف على كتاب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، جواب عن ثلاث مسائل، جواب حول صلاة المنفرد خلف الصف، إشاعة الخبر بذكر أحكام بعض صلاة السفر وثبوت استحباب القبض وسنيته في صلاة الفرض والنفل عمن تقدَّم من أهل العلم وتأخر (٣).



عرفات عبدالعزيز سليمان (۲۰۰۰ – ۱٤۲۹هـ = ۲۰۰۰ – ۲۰۰۸م)

تربوي منهجي.

من مصر. أستاذ التربية المقارنة ونظم التعليم بجامعات مصر والوطن العربي، لعل منها جامعة أم القرى بمكة المكرمة. وكتب في مجال تخصصه بحوثًا مستفيضة. مات نحو ٢٢ رجب، ٢٧ يوليو.

 <sup>(</sup>٢) الحركة العلمية والثقافية بتطوان ص٦١٩، مظاهر (٣) والمعلومات السابقة من الكتاب المذكور...
 الشرف والعزة ص١٦٧٠.

من كتبه التي وقفت على عناوينها: الإدارة المدرسية في ضوء الفكر الإداري الإسلامي المعاصر، الاتجاهات التربوية المعاصرة: دراسة في التربية المقارنة، الاتجاهات التربوية المعاصرة: رؤية في شؤون التربية وأوضاع التعليم، استراتيجية الإدارة في التعليم: دراسة تحليلية مقارنة، دراسة ميدانية لبعض المتغيرات المرتبطة بالإدارة المدرسية في السعودية، المعلم والتربية: دراسة تحليلية مقارنة لطبيعة المهنة، نظام التعليم الأجنبي في الجمهورية العربية المتحدة وبعض الدول العربية سوريا ولبنان والعراق: دراسة مقارنة (وهي رسالته الماجستير التي حصل على درجتها من جامعة عين شمس سنة ١٣٨٦هـ)، نظم التعليم في العالم الإسلامي: دراسة تحليلية مقارنة، اتجاهات التربية عبر العصور، في مجال التربية المقارنة، الإدارة التربوية الحديثة، ديناميكية التربية في المحتمعات.



عرفات محمد كامل (۲۰۰۰ – ۱۶۳۰ ه = ۰۰۰ – ۲۰۰۹م) (تكملة معجم المؤلفين)

عرفات محمود حجازي (۱۳۰۱ - ۱۶۳۳ ه = ۱۹۳۲ - ۲۰۱۲م) صحفي ريادي وكاتب وطني.



من فلسطين. استقرَّ في الأردن. أسهم في تأسيس النقابة المهنية بالأردن الصادر قانونها أول مرة عام ١٣٧٣هـ (١٩٥٣م)، عمل مديرًا ومراسلًا إعلاميًا وكاتبًا صحفيًا نصف قرن، وأسهم كذلك في تأسيس وفتح مكاتب صحفية، وكان أول نقيب للصحافيين الأردنيين. توفي يوم ٢٥ ذي القعدة، ١٠ تشرين الأول (أكتوبر). له كتب، منها ذكرياته الصادرة بعنوان: رحلة الفكر والقلم: ٥٠ عامًا صحافة، وكتاباته التالية معظمها عن فلسطين، مثل: سوريا الكبرى، دولة الظلم، المرأة والانتخاب، صوت فلسطين، الأخطبوط: الانتداب البريطاني، بلفور: المؤامرة التاريخية، الصهيونية، فلسطين أرض الثورات، الفدائيات والفدائيون، هزيمة الإعلام العربي وحرب التحرير الفلسطينية. وكتب أحرى

#### عرفان أبو حمد الهواري (۱۳۲۱ - ۱۹۲۷ هـ؟ = ۱۹۲۲ - ۱۹۹۲م) کاتب

له في (تكملة معجم المؤلفين)(١).

ولد في الناصرة بفلسطين، واصل دراسته على أساتذة مختلفين بسبب الاضطرابات. التحق بحكومة الانتداب، راسل صحيفة اليوم، وحرَّر الزاوية الأدبية الأسبوعية في مجلة «حقيقة الأمر». وعمل محرَّرًا مسؤولًا عن البرامج الأدبية في الإذاعة. عضو مؤسِّس في رابطة الكتاب الفلسطينين. له من الكتب: صور من الحياة، الحديث

ذو شجون، أعلام من أرض السلام: ببليوغرافيا أدبية عن كتاب فلسطين منذ الفتح الإسلامي، ألفاظ أجنبية في اللغة العربية، الأسماء العربية (٢ ج)، شفا عمرو(٢).

## أبو العرفان خان الندوي (٠٠٠ - ١٤٠٩هـ = ٠٠٠ - ١٩٨٨م)

من علماء الهند البارزين.

قرأ مبادئ العلوم على والده دين محمد ف مسقط رأسه مدينة «جونبور» بولاية «أترابراديش»، كما قرأ المنطق والفلسفة على بعض العلماء في مدينة «الله آباد»، ثم قصد الجامعة الإسلامية الأم دار العلوم ديوبند، ومنها إلى دار العلوم نادوة العلماء في لكهنؤ، وتخرج منها، وتتلمذ على الأستاذ سليمان الندوي في دار المصنفين بأعظم كره. وبعد ذلك شغل في دار العلوم أستاذًا وعميدًا عبر ٣٥ عامًا. وكان له شغف بدراسة تراث ابن تيمية وأحمد بن عبدالرحيم المعروف بالشاه ولى الله الدهلوي، وتاريخ الإسلام في الهند، والتاريخ الإسلامي العام، وكانت نظرته عميقة في المناهج الدراسية في الهند الإسلامية، والتطورات التي مرت بما. وقد جمع بين الدراسة الواسعة للكتاب والسنة وعلومهما ولا سيما التفسير، وبين التاريخ، والفلسفة والمنطق وعلوم المعاني والبيان، والأدب والشعر والعلوم الاجتماعية، مع الانفتاح على الأوضاع الحاضرة والمتطلبات المعاصرة. وحلَّف تلاميذ كثيرين أثر فيهم بعلمه الغزير، وأثار فيهم ذوق الدراسة. وكان يُدعى إلى الندوات العلمية العالمية والملتقيات الفكرية في كبرى الجامعات العصرية والمراكز الثقافية. توفي ليلة الخميس ٦ ربيع الآخر.

(٢) موسوعة كتاب فلسطين ٢/ ٤٨٨، موسوعة أعلام فلسطين ٥/ ٢٧٧.

<sup>(</sup>۱) الرأي، الخليج، بتاريخ ٢٠/١٢/١١م، موسوعة أعلام فلسطين ٢٧٧/٥.

من مؤلفاته: الأئمة الأربعة، علم الكلام، الثقافة الإسلامية في الهند/ عبدالحي الحسني (ترجمة من الأوردية)(١).



عرفان بن خليل الجبوري (1841 - 1731a = 1771 - 1.44) (تكملة معجم المؤلفين)

عرفان سامي (\*\*\* - 773 / a = \* \* - 7 \* \* 7 a) (تكملة معجم المؤلفين)

عرفان عبدالحميد فتاح (1071 - A731a = 7781 - V. . 74) باحث كلامي فلسفى إسلامي.



من كركوك بالعراق. تخرَّج في قسم التاريخ بكلية التربية، عيِّن بالمدارس الثانوية، حصل على الدكتوراه في التاريخ من جامعة كمبردج تحت إشراف المستشرق آرثر جون آريري، عيِّن أستاذًا في جامعة بغداد، وكان

(۱) الداعي (الجامعة الإسلامية بالهند) ع ۹ - ۱۰، ۱ - (۱/۲/۲ ۱۶ هـ)، البعث الإسلامي منح ۳۳ ع ۹ (جمادي الآخرة ١٠١هـ) ص١٠١٠

عضو اللجنة التنفيذية للمؤتمر الإسلامي ومن كتبه: الخمينية ونظرية النبوَّة المستمرة (ضمن: فضائح الخمينية)، دراسات في والإسلام، الفلسفة في الإسلام، المنحى التاريخي للتيار العقلي في الإسلام، المدخل إلى معانى الفلسفة، نشأة الفلسفة الصوفية وتطورها، نظرية ولاية الفقيه: دراسة وتحليل ونقد، النصرانية: نشأتها التاريخية وأصول عقائدها، اليهودية: عرض تاريخي. وكتاب صدر بالإنجليزية (٢).

ببغداد، شارك في أكثر المؤتمرات الإسلامية التي عقدت في بلدان إسلامية. له مقالات ودراسات في التصوف والتراث الإسلامي. الفرق والعقائد الإسلامية، المستشرقون

عرفة محمد كيلاني (١٣٦٩ – ١٩٤٧هـ = ١٩٤٩ – ٢٠٠٦م) (تكملة معجم المؤلفين)

منها على مسارح الدولة بالقاهرة والأقاليم،

والأحيرة انتهى من كتابتها قبل أيام من

وفاته، بعنوان: يا ليل يا عين ما اعرفش

أكذب، ومن عناوين مسرحياته السابقة:

محنون بأمر الحب، في انتظار الأوتوبيس، مملكة الذئاب، ومسرحية للأطفال بعنوان:

أراجوز في بلاد الكلام(٣).

عريان نصيف (\*\*\* - 3 7 3 1 6 = \* \* \* - 7 1 \* 7 4) مناضل شيوعي، حبير زراعي، محام.



من طنطا. حصل على شهادة في التأليف المسرحي المتميز، انتمى إلى الحزب الشيوعي المصري، وشارك في إصدار جريدة «الانتصار»، وانخرط في حركة (حدتو) اليسارية، وهي منظمة شيوعية أيضًا، وحُكِم عليه بالإعدام في عهد عبدالناصر، وخُفّض بعد وفاته، وهو أحد مؤسّسي اتحاد الفلاحين المصريين، وشارك في تأسيس «جبهة القوى الوطنية بالغربية» و «نادى الثلاثاء الأدبي»، عضو مؤسّس بحزب التجمع (اليساري). وكان ناقمًا

(٣) الأهرام ١٤٢٨/١/٢٠هـ.

عرفة محمد عبدالجواد محرر صحفي فني.



من مصر. تخرَّج من قسم الفلسفة بكلية الآداب في جامعة عين شمس، وحصل على دبلومات متخصّصة في المسرح من الكلية نفسها، التحق بصحيفة الأهرام المسائي محررًا فنيًا، وأصبح رئيس صفحة المسرح بالجريدة المذكورة، وعُدَّ من أبرز نقاد الحركة المسرحية. مات يوم الأربعاء ١٩ محرم، ٧ شباط (فبراير).

له (٧) مسرحيات من تأليفه، عرض (٦)

(٢) موسوعة أعلام العراق ١/ ١٤١، معجم المؤلفين العراقيين ٢/ ٣٨٤، معجم المؤلفين والكتاب العراقيين ٥/

على تسلم الإخوان المسلمين الحكم بعد الثورة على حسني مبارك. كتب مقالات الأربعاء ١١ شعبان، ١٩ يونيه.

والتطبيع في الزراعة والغذاء، العلاقات الإيجارية الزراعية، أيام الانتصار: الجبهة المتحدة للمقاومة الشعبية، التشريع التعاويي في مصر: الواقع وآفاق المستقبل(١١).

عز الدين إبراهيم (V371 - 1731a = A781 - .1.79) داعية ومستشار عالمي.



ولد في القاهرة، حصل على إجازة في لندن، وعمل في مجال التعليم والتربية والبحث العلمي بالإدارة والتدريس في مصر وليبيا وسورية وقطر والسعودية وبريطانيا وأمريكا، وفي قطر عمل مساعدًا لمدير المعارف، كما قام بتدريس الدراسات الإسلامية في جامعة أكسفورد، وجامعة متشغن. وقد انتقل للعيش بالإمارات منذ سنة ١٣٨٨ه، وحصل على جنسيتها، وعمل مستشارًا ثقافيًا لرئيس الإمارات زايد بن سلطان، ومسؤولًا عن أعماله الخيرية

ودراسات عديدة في الزراعة وقضايا الفلاحين، وشُيِّع من الكنيسة في طنطا يوم كتبه: الأرض والفلاح في مصر، لا للتبعية



الأدب العربي من جامعة القاهرة، ودبلوم التربية وعلم النفس من جامعة عين شمس، ثم دكتوراه الفلسفة في الآداب من جامعة

(١) اليوم السابع ١٩ يونيو ٢٠١٣م، لقاء معه في جريدة الأهالي نشر في ٢٥ يونيو ٢٠١٣م.

في العالم، ومن خلال إدارته لمؤسسة زايد للأعمال الخيرية اهتم بدعم مراكز تحفيظ القرآن الكريم، كما شرع في إعداد موسوعة إسلامية كبيرة عسمى «معلمة القواعد الفقهية» بتمويل من المؤسسة، وبتعاون مع محمع الفقه الإسلامي بجدة. وكان عضوًا فعالًا ومؤثرًا في جماعة الإحوان المسلمين منذ نشأتما، وذكر أنه كان واحدًا من قادة النظام الخاص الذي أسَّسه الإمام الشهيد حسن البنا، وغايته تدريب الشباب وتحنيدهم للجهاد في فلسطين ضد اليهود، وللجهاد في فتح السويس لطرد المحتل الإنجليزي. وحرج من مصر لملاحقة عبدالناصر رجال الإخوان منذ عهد بعيد. وكان الإمام يحبه ويقدِّمه كثيرًا. وقد عاش حياته كلها في خدمة الإسلام، وارتبط ارتباطًا وثيعًا بالقضية الفلسطينية قبل وقوع «النكبة». وكان عضوًا مؤسَّسًا لحركة «الإسلام والغرب» التي أنشئت نحو عام ١٣٩٥هـ، وهو عضو مؤسِّس ومشارك في الفريق العربي للحوار الإسلامي - المسيحي ومقرُّه بيروت، وناب عن العالم الإسلامي في لقاءات السلام العالمية.. وفي الإمارات كان مديرًا لجامعتها، ولصندوق التضامن الإسلامي، وعضوًا في المحالس العلمية لعدد من الجامعات العربية والأوروبية والآسيوية والإفريقية، ومستشارًا للجنة الاستشارية لجامعة ممباسا الإسلامية، وعضو المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية بالكويت، ومستشارًا لمركز إسهامات علماء المسلمين في الحضارة بقطر... وغيرها، وشارك على مدى أربعين عامًا في معظم الحوارات الإسلامية المسيحية، وفي حوارات الثقافات التي نظمتها منظمة الإيسيسكو داخل

من المؤتمرات والندوات العلمية والدعوية المتنوعة، في كل قارات الدنيا". ومنحته جامعة ماليزيا الدكتوراه الفخرية في الاقتصاد لإدارته عددًا من صناديق التضامن والعمل الخيري في البلاد الإسلامية، وكذلك منحته جامعة ويلز في بريطانيا دكتوراه فخرية في الآداب لدوره في مؤسّسات التعليم العالي. وتوفاه الله يوم السبت ١٥ صفر، ٣٠ كانون الثاني (يناير).



عز الدين إبراهيم كان مسؤولًا عن مؤسسة رئيس الإمارات زايد بن سلطان الخيرية

وله أكثر من (٢٣) كتابًا تعليميًا، منها: الأربعون القدسية، الكلم الطيب، تاريخ الوطن العربي في العصر الحديث (مقرر دراسي بالمشاركة)، من الأربعين النووية في الأحاديث الصحيحة النبوية (ترجمها إلى الإنجليزية مع دينيس ديفيز)، السنة والشيعة: ضجة مفتعلة، القراءة العربية (مقرر دراسي)، معالم رئيسية في مسيرة الجامعات الإسلامية في العهد الحديث. وله بحوث<sup>(۲)</sup>.

عز الدين بن إبراهيم العارف (1771 - 71312 = 1111 - 77819) (تكملة معجم المؤلفين)

عز الدين بن أحمد الخزنوي (3371-71312=0791-79914) من شيوخ الطريقة النقشبندية.

(٢) إسلام أون لاين، وموقع رابطة أدباء الشام (إثر

الوطن العربي وفي أوربا. وكان عضوًا مؤسسًا

للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين مع العلَّامة

يوسف القرضاوي. ومما نُعى به من قبل

الاتحاد أنه "شارك في العشرات وربما المئات



ولد في قرية خزنة، القريبة من مدينة القامشلي بالجزيرة الفراتية في سورية، نشأ على والده الذي كان أحد شيوخ الطريقة النقشبندية، وبرع في العلوم العقلية والنقلية، وأجازه والده الإجازة العلمية. ثم تولَّى تدريس طلبة العلم في معهد والده، وأداره، وأشرف على الأعمال الزراعية للأسرة، وكان يصرف ريعها على التكية والضيوف والمعهد الشرعي وطلبة العلم، وبعد وفاة شقيقه علاء الدين تسلم هو مشيخة الطريقة، فأرشد وربّى في مركز المشيخة (تل معروف)، وتحوّل في محافظات القطر والقرى والأرياف والبوادي، وأرسل المرشدين والعلماء إلى المناطق النائية، كما تحوَّل في ولايات تركيا، وحتى دول أوربا، وصار له مريدون في أهداد كثيرة جدًا، في أنحاء العالم، وانتابته أمراض عديدة، فكان يتخذ فرصة مرضه بنصح الأطباء وإرشادهم. وكان ذا ذكاء وبصيرة نافذة، وقد التقيت به في مسجد قرية «تل معروف» الكبير، القريبة من مدينة القامشلي، وكنت آنذاك معلمًا في قرية الحصيوية الكبيرة سنة ١٣٩٧هـ، ولم يتجاوز لقائي به السلام عليه «على الواقف». والتقيت بمريدين له، وسمعت عنه وعن أسرته وأحوالهم أشياء كثيرة وغريبة في الوقت نفسه، فلم يعجبني أسلوبهم ولا منهجهم، فقد شاب طريقتهم الكثير من البدع والضلالات وتقديس الأشخاص إلى درجة غير مقبولة. ويبدو أنه انفرطت

خلافتهم بعد، أو أنها تفرَّقت لاختلافات بينهم (١١).

عز الدين إسماعيل عبدالغني (١٣٤٨ - ١٤٢٨ه = ١٩٢٩ - ٢٠٠٧م) أديب وناقد مشهور، ذو نمج حداثي.



ولد في القاهرة، حصل على الدكتوراه في الآداب من جامعة عين شمس، ثم كان أستاذًا بما، فعميدًا لكليتها، وعمل مديرًا للمركز الثقافي العربي في ألمانيا الغربية، ورئيسًا لجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للكتاب، وأمينًا عامًا للمجلس الأعلى للثقافة، ورئيسًا لأكاديمية الفنون، ومقررًا للجنة الدراسات الأدبية اللغوية، عضو الجالس القومية المتخصصة، درَّس في عدد من الجامعات العربية، عمل في محال الأدب أكثر من نصف قرن، وعُدَّ من أبرز النقاد المعاصرين وأقدرهم على معالجة المستجد من النظريات النقدية وربطها بالموروث النقدي، وله في ذلك إسهامات متميزة، منها كتابه «الأسس الجمالية»، وكان له دور كبير في الحياة الثقافية بمصر، أسّس أربع محلات أدبية وأشرف على تحريرها، منها مجلة «فصول» التي حدا بما إلى قمة الحداثة، كما يقول زميله محمد عبدالمطلب. ونظم أول مؤتمر دولي في مصر حول النقد الأدبي العربي سنة ١٤٠٧هـ، كما أشرف على المؤتمر الدولي الرابع للنقد الأدبي الذي

 (١) صفحة من شبكة المعلومات، استفدت منها في جمادى الآخرة ١٤٣٢هـ)، مع إضافات.

عُقد في القاهرة سنة ١٤٢٧ه، ٢٠٠٦م. وأسَّس الجمعية المصرية للنقد الأدبي، وأشرف على معارض للكتب، كما أدخل نظام المكتبة المتنقلة للوصول إلى أطراف مدينة القاهرة. وحاز على جوائز الدولة التقديرية، والملك فيصل، والتقدم العلمي بالكويت. وقد امتدحه جابر عصفور كثيرًا مبينًا أنه أستاذه، ولا غرو في ذلك، فكلاهما رمزان موغلان في الحداثة. مات يوم الخميس ١٣ محرم، الأول من شباط فراير).





عز الدين إسماعيل أسس مجلة «فصول».. و «الجمعية المصرية للنقد الأدبي»

وعنه: القضايا النقدية عند عز الدين إسماعيل/ وليد بن عبدالله الدوسري (رسالة ماجستير - جامعة الملك سعود، ٢٨ اهـ).

وألف أكثر من عشرين كتابًا، وترجم خمسة كتب، إضافة إلى الكثير من المقالات الأدبية والنقدية.

ومن مؤلفاته المطبوعة: الأسس الحمالية

في النقد العربي: عرض وتفسير ومقارنة، التفسير النفسى للأدب، الزبير باشا ودوره في السودان في عصر الحكم المصري، الشعر العربي المعاصر: قضاياه وظواهره الفنية والمعنوية، الشعر المعاصر في اليمن: الرؤية والفن، الشعر في إطار العصر الثوري، الشعر القومى في السودان، في الأدب العباسي: الرؤية والفن، في الشعر العباسي، كل الطرق تؤدى إلى الشعر، قضايا الإنسان في الأدب المسرحي المعاصر، محاكمة رجل جهول (مسرحية شعرية)، المصادر الأدبية واللغوية في التراث العربي، نصوص قرآنية في النفس الإنسانية، وديوان شعر بعنوان: دمعة للأسبى ودمعة للفرح، وآخر - وهو آخر مؤلفاته -: هوامش في القلب. وغيرها المذكورة في (تكملة معجم المؤلفين)(١).

عز الدین جعفر الصندوق (۱۳۳۱ – ۱۶۲۳ه = ۱۹۱۸ – ۲۰۰۲م) آثاری وفنان تشکیلی رائد.

ولد في بغداد، وتعلم في مدارسها. عمل في مديرية الآثار القديمة، وساهم في أعمال المسح والحفر والتنقيب في مواقع أثرية عديدة، وكشف أعدادًا كبيرة منها، مثل: حجر حفنة الأبيض، وعين التمر. ومن أبرز أعماله إجراء الكشف على الخانات الواقعة على طريق محافظة النجف وخان اللوالوة في ديالي، وخان المساهدة ببغداد، وغيرها، وأصبح متخصصًا في هندسة الخانات العراقية، وأنجز الأطلس الجغرافي والتاريخي العراق. كما مارس الفنّ التشكيلي، وعدّ من كبار الفنانين الرواد، وأقام الكثير من المعارض في بغداد.

(١) حائرة الملك فيصل العالمية ص١٧٩، الموسوعة القومية للشخصيات المصرية ص٢٢٨، الأهرام ع ٤٣٨٨٩، وع ٤٣٨٩٣ (١٤٢٨/١/٢٠)ه.). ويبلو أنه غير «عز الدين إسماعيل» الذي كتب في التاريخ والتراحم وأصدر كتبه في لبنان.

نشر العديد من المقالات في مجلة سومر، ومجلة التراث والحضارة، ويحوي أرشيف المتحف البريطاني الكثير من أعماله وتقارير التنقيب اليومية لفترة الخمسينات الميلادية. ولم كتب في مجال الآثار لم تطبع، ومما طبع له: الدليل الحغرافي للعراق(٢).

عز الدين حجاج = محمد عز الدين حجاج

عز الدين الخطيب التميمي ( ۱۳٤۷ - ۱۹۲۸ - ۱۹۲۸ وزير إسلامي، قاض، مفت.



ولد في مدينة الخليل، تخرَّج في جامعة الأزهر بمصر، وتعرَّف هناك على الشيخ حسن البنا، ولكنه لم يدخل بيت الإخوان المسلمين. درَّس في مصر، ثم في ليبيا، ثم في قرى الخليل، والتحق بوزارة الأوقاف في الأردن عام ١٣٨٣ه، وصار وزيرًا فيها سنة ١٤١٠ه، وعمل قاضيًا للقضاة فيها سنة ١٤١٠ه، وعمل قاضيًا للقضاة للملك للشؤون الإسلامية، وعضوًا في للملك للشؤون الإسلامية، وعضوًا في البيت، ورئيس هيئة المركز الأردني لبحوث التعايش، ودعا إلى الحوار بين الأديان والطوائف والجماعات، من خلال مشاركته و مؤتمرات عديدة، وكان على علاقة طيبة

 (٢) الموسوعة الحرة ١٠١٠/١١/٤م، معجم المؤلفين العراقيين ٢/ ٣٨٥.

مع رجال السياسة. توفي يوم الجمعة الأول من رجب، ٤ يوليو.



عز الدين الخطيب كان مفتيًا للأردن

من تآليفه: أقلام دخيلة على الإسلام، الزكاة في الإسلام، العمل في الإسلام، نظرات في النقافة الإسلامية (مع آخرين)<sup>(۱)</sup>.

عز الدين الرومي (١٣٣٤ – ١٤٢٧هـ = ١٩١٥ – ٢٠٠٦م) (تكملة معجم المؤلفين)

عز الدين الزنجاني = عز الدين بن محمود الزنجاني

عز الدين السعيد (٠٠٠ - بعد ١٤٢٣ه = ١٩٧٣ - بعد ٢٠٠٢م) (تكملة معجم المؤلفين)

عز الدين سعيد حسن (۲۰۰۰ - ۲۲۲ هـ = ۲۰۰۰ - ۲۰۰۲م)

باحث علمي.

من مصر. حصل على الدكتوراه من جامعة عين شمس سنة ١٣٧٨هـ. أستاذ في قسم علم الحيوان بكلية العلوم في الجامعة نفسها. اشترك لمدة (٤) سنوات في تأسيس جامعة الرياض بالسعودية وإنشاء أول مدرسة بحوث في قسم الحيوان بها. مات، لعله، في شهر رجب.

نشر بحوثًا عديدة في المحلات العلمية العربية والهندية حول الإنزيمات والأيض والنظائر المسعّة والآثار الفسيولوجية للقات.

 (٣) جريدة الدستور، إثر وفاته، منتديات أحباب الأردن ٢٠١٢م. مع إضافات.

وترجم كتاب: الإنسان والذرة: من قصص العلم والعلماء/ آرنست بورك.

وله: التركيب التشريحي وفسيولوجية القناة الحضمية في حيوان أم أربعة وأربعين (ما جستير)<sup>(۱)</sup>.

عز الدين سليم = عبدالزهراء عثمان محمد

عز الدين الشيخ خليل = عز الدين صبحي الشيخ خليل

عز الدين صبحي الشيخ خليل (١٣٨١ - ١٩٢٥ه = ١٩٦١ - ٢٠٠٤م) قائد إسلامي شهيد.



ولد في حى الشجاعية شرق مدينة غزة، تلقى تعليمه في كلية أصول الدين بالجامعة الإسلامية هناك، انخرط في العمل النقابي، وكان أحد مؤسسى «الكتلة الإسلامية» التي أصبحت فيما بعد الذراع النقابي الطلابي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) في الضفة والقطاع، حصل على الماجستير في الدراسات الإسلامية من باكستان. اعتبر من جيل الشباب في جماعة الإحوان المسلمين في فلسطين الذين ساهموا في انطلاق حركة حماس، استبعد ضمن المئات من عناصر الحركة إلى مرج الزهور في جنوب لبنان، وعندما أعيدوا مضى هو إلى دمشق، حيث اعترف بعض سجناء

(١) وترجمته من الكتاب الذي ترجمه، مع إضافات.

الحركة في الكيان اليهودي أنه يتولى قيادة «كتائب عز الدين القسام» الجناح العسكري للحركة، وكان من زملاء المهندس يحيى عياش، فبقى في دمشق يوجه ويجمع

التبرعات ويدرب العناصر، على ما ذُكر. استُشهد صباح يوم الأحد ١٢ شعبان، ٢٦ أيلول (سبتمبر) إثر انفجار عبوة ناسفة في سيارته قرب منزله في منطقة حي الزاهرة بدمشق، واتهم الموساد الصهيوني بالوقوف

وراء العملية(٢).

عز الدين طابو (POT1 - 1731a = . 3P1 - . 1 . 7a)

(تكملة معجم المؤلفين)

عز الدين بن عبدالجبار الحديثي (١٣٧٤ - ١٩٢٢ه = ١٩٥٤ - ٢٠٠١م) (تكملة معجم المؤلفين)

عز الدين عبدالرحمن الدناصوري (\*\*\* - 37210 = \*\*\* - 7\*\* 74)

باحث حقوقي، مستشار قانويي. رئيس محكمة الاستئناف بالإسكندرية. مات أواخر شعبان.

له مؤلفات ضخمة في تخصصه، منها: المسؤوليتان الجنائية والمدنية في القتل والإصابة الخطأ في ضوء الفقه والقضاء (١٣٤٣)، الصورية في ضوء الفقه والقضاء (مع عبدالحميد الشواربي، ٥٨٣ص)، المسؤولية الجنائية في قانون العقوبات والإجراءات الجنائية (مع الشواربي، ١٧٩٦ص)، المسؤولية المدنية في ضوء الفقه الإسلامي (مع الشواربي، ١٩٠٩ص)، المشكلات العملية في دعوى صحة التعاقد وتنفيذ عقد البيع (مع الشواربي، ٢٠٠٥ص)، التعليق على قانون (٢) الشرق الأوسط ع ٩٤٣٥ (١٣/٨/١٣)، الأهرام العربي ع ٣٩٣، أعلام الهدى ٢/ ٦٢.

الإثبات (مع حامد عكاز، ١١٠٢ص)، التعليق على قانون المرافعات (مع عكاز، ١٢٨٥ص)، الحيازة المدنية وحمايتها الجنائية في ضوء الفقه والقضاء (مع عكاز)، القضاء المستعجل وقضاء التنفيذ في ضوء الفقه والقضاء (مع عكاز،١٣٠١ص)، ملحق التعليق على قانون المرافعات (مع عکاز، ٦٦٦ص).



عز الدين عبدالله = أحمد عز الدين عبدالله

عز الدين العراقي (١٣٤٨ - ١٣٤١ه = ١٩٢٩ - ٢٠١٠م) وزير طبيب.



من مواليد مدينة فاس، التحق بكلية الطب في باريس وحصل منها على الدكتوراه، وفي عام ١٣٩٧هـ عيَّنه الملك الحسن الثاني وزيرًا للتربية الوطنية وتكوين الأطر، وأضيف إلى منصبه عام ٢٠١٦ه نيابة الوزير الأول، وفي السنة التالية عيِّن وزيرًا أول (رئيسًا للوزراء)

حتى سنة ١٤١٢ه، ثم رأس مجلس إدارة جامعة الأخوين بإفران، وخلال المؤتمر الرابع والعشرين لمنظمة المؤتمر الإسلامي المنعقد بجاكرتا عام ١٤١٨ه (١٩٩٧م) انتخب أمينًا عامًا لمنظمة المؤتمر الإسلامي. وكان عضوًا في جمعيات علمية ووطنية ودولية، وفي اتحاد كتّاب المغرب، وله أبحاث علمية وأدبية منشورة. توفي يوم الاثنين ١٦ صفر، الأول من شباط (فبراير)(١).



عز الدين العراقي انتخب أمينًا لمنظمة المؤتمر الإسلامي

#### عز الدين عزوز (١٣٣٦ – ١٤٠٣هـ = ١٩١٨ – ١٩٨٣م) مناضل وقائد كشفى.

ولد بتونس العاصمة. حصل على الثانوية من مدرسة فالليسي كارنو، عمل مترجمًا لدى الشرطة، ونشط في الكشافة التونسية، حتى كان قائدًا عامًا لجمعية الكشاف المسلم، وتحجم على نظام المحتل الفرنسي في مؤتمر الشباب العالمي المنعقد ببريطانيا، وتخرَّج بعد ذلك من الأكاديمية العسكرية بن عبدالكريم الخطابي، وهو ما لم يرض بن عبدالكريم الخطابي، وهو ما لم يرض عنه الحبيب بورقيبة. عاد إلى تونس بعد الاستقلال، فاستبعده بورقيبة، باعتبار تكوينه العسكري، ومشاركته في بعض تكوينه العسكري، ومشاركته في بعض الانقلابات التي جرت بسوريا، فعاش ظروفًا صعبة، تحدَّت عنها في الكتاب الذي صدر له بعد وفاته بالفرنسية تحت عنوان: التاريخ له بعد وفاته بالفرنسية تحت عنوان: التاريخ

(١) الشرق الأوسط ع ١٣٨٩ (١٩٢/٢/١٧) هـ)، دليل
 الأكاديمية المغربية ص ١٣٦، دليل تاريخ الأحداث وتعاقب الحكومات بالمغرب ص ١١٦٠، الموسوعة الحرة (إثر وفاته).

لا يرحم. ووفاته في شهر سبتمبر (٢).

عز الدين علي السيد (١٣٣٤ - ١٩٨٤ = ١٩١٥ - ١٩٨٤م) أستاذ الحديث، كاتب إسلامي، شاعر، محقق.

ولد في قرية سنتريس التابعة لمحافظة المنوفية، والتحق بجامعة الأزهر ليحصل منها على دبلوم معهد التربية العالي، ثم الماجستير والدكتوراه، ثم درَّس بالمعهد الديني في قنا، بوزارة الأوقاف، كما درَّس بالمعاهد الدينية والثقافة والمدارس الثانوية في لبنان والكويت والجزائر والسعودية، وبعد حصوله على الدكتوراه درَّس في جامعة الإمام بالرياض، ثم بالجامعة وكان عضوًا في ندوة شعراء العروبة، وقد نظم قصائد فيها دعوة إلى التمسك بقيم نظم قصائد فيها دعوة إلى التمسك بقيم الدين والفضائل، إضافة إلى مئات المقالات الأدبية والنقدية والمشاركات الإذاعية والتلفزيونية.

وكتب في سيرته وأدبه: عز الدين علي السيد: حياته وأدبه/ هدى عبدالنعيم هاشم (رسالة ماجستير - جامعة الأزهر، ١٤٠٨).

وله مؤلفات متنوعة، ومما طبع منها: الأسماء المبهمة في الأنباء المحكمة للخطيب البغدادي. وبآخره: الإشارات إلى بيان الأسماء المبهمات/ للنووي (تحقيق)، غوامض الأسماء المبهمة الواقعة في متون الأحاديث المسندة لابن بشكوال (تحقيق مع محمد كمال الدين عز الدين)، الحديث النبوي من الوجهة البلاغية، التكرير بين المثير والتأثير، التوجيه البلاغي للحديث النبوي الشريف (دكتوراه)، تعبير الحق عن ذاته، دوحة النور (شعر)، سيرة للخلود

(۲) «الإرادة» الثقافية ع ۸ (جوان – جويليه ۲۰۰۸م)، الموسوعة الحرة ۲۰۱۲/۱۲/۲م.

(شعر)، سبائك الشجن (شعر)، كلمات على الأثير (شعر)، بعدها يأفل القمر (شعر)، ديوان الدكتور عز الدين علي السيد (أعماله الكاملة)، ربيع بين عهدين (ملحمة نشرت بمجلة الدعوة ١٣٩٥هـ)، الحق الأبلج (مسرحية شعرية فُقدت أصولها)(٣).



عز الدين بن غازي الكردي (١٣٢٤ - ١٤٢٤ه = ١٩٠٦ - ٢٠٠٤م) (تكملة معجم المؤلفين)

عز الدين فراج = عز الدين محمد فراج

عز الدين فريد (١٣٢٧ - ١٤٠٣هـ = ١٩٠٩ - ١٩٨٢م) (تكملة معجم المؤلفين)

عز الدين فودة = عز الدين محمد فودة

**عز الدين القلق** (١٣٥٥ – ١٣٩٨ه = ١٩٣٦ – ١٩٧٨م) سياسي مناضل.



(٣) معجم البابطين لشعراء العربية مع إضافات.

ولد في مدينة حيفا، أكمل تعليمه الأولى والثانوي في دمشق، التي انتقلت إليها أسرته بعد نكبة ١٩٤٨، ونال شهادة في الرياضيات والفيزياء والكيمياء من جامعتها. اهتمَّ منذ مطلع شبابه بالكتابة، فانضمَّ إلى رابطة «وحى القلم»، ونشر مجموعة من قصصه في الصحف السورية، وترافق ذلك مع نشاطه الفكري والسياسي الذي كان من نتيجته اعتقاله ثلاث سنوات في دمشق بسبب تعاطفه مع الحركة الشيوعية. عمل بعد تخرجه مدرسًا للكيمياء والفيزياء في ثانوية اليمامة بالرياض لمدة سنتين. ثم سافر إلى فرنسا لمتابعة دراسته العليا، ونال شهادة الدكتوراه في الكيمياء الفيزيائية من جامعة بواتييه. انضم إلى حركة فتح، وانتخب في العام نفسه رئيسًا لاتحاد طلبة فلسطين في فرنسا، وبعد اغتيال محمود الهمشري عين ممثلًا لمنظمة التحرير الفلسطينية في فرنسا سنة ١٣٩٣هـ (١٩٧٣م). عمل على إظهار التراث الفلسطيني، وقام بتأسيس قسم للسينما الفلسطينية في مكتب المنظمة بباريس، اغتيل في مكتبه بباريس يوم ٢٩ شعبان، ٣ آب (أغسطس). ومُنح اسمه وسام القدس للثقافة والفنون.

من أعماله: فلسطين عبر البطاقات البريدية، الملصق الفلسطيني، شهداء بلا تماثيل: مجموعة قصصية (١).

عز الدين كشَّار (١٣٦٤ - ١٤١٩ه؟ = ١٩٤٤ - ١٩٩٨م) (تكملة معجم المؤلفين)

عز الدين ماضي أبو العزائم (١٣٤٥ - ١٩٦٥هـ = ١٩٣٠ - ١٩٩٤م) شيخ الطريقة العزمية.

(۱) موسوعة كتاب فلسطين في القرن العشرين ص٢٩٨، وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية. وصورته من جريدة الأيام ١٤٣١/١/٦ه.



من القاهرة، تربّى على والده تربية صوفية، درس في الجامعة، وعمل محاميًا. وتسلم المشيخة من (أحمد ماضي أبو العزائم) عام ١٣٩٠ه، أسَّس (دار المدينة المنورة للطباعة والنشر) لطبع كتب الصوفية، وأسس كذلك (دار الكتاب الصوفي) بالقاهرة، وافتتح فروعًا لها في المحافظات، وأقام مراكز إسلامية في مصر وبعض الدول الإسلامية، وقام بجولات وألقى محاضرات في أنحاء العالم للدعوة إلى طريقته، كما أصدر محلة (الإسلام وطن) عام ١٤٠٧ه لمواجهة السلفية. وما كان ساعيًا في جمع كلمة المسلمين، بل يصف جماعات ورجالات من أعلام الدعوة بكلمات ومصطلحات منفرة، مثل الخوارج، ومشايخ القحط، ومشايخ النفط، وعندما رفع الإخوان المسلمون شعار (الإسلام هو الحل) ردَّ عليهم بكتاب (إسلام الصوفية هو الحل لا إسلام الخوارج)!! وتمجّم على أعلام آخرين من الأمة لنصرة أفكاره وطريقته لا غيرة على الإسلام وحده، وكان يدعو على الجماعات الإسلامية بقوله: «لا أمكن الله لهم أرضًا، ولا أقام لهم دولة، ولا أظهر لهم رأيًا، ولا رحم منهم أحدًا، وأبقاهم عبرة لمن يعتبر، وأقامهم على الذل والهوان ... ». فهذا يُدعى به على الكفار وليس على إخوة مسلمين ولو كانوا مخالفين في الرأى، فالخلاف بين المسلمين وارد، ولكنهم إحوة مهما بلغت هذه الخلافات، ما لم تكن كفرًا. وأدعو المشايخ المربين إلى الرحمة بالمسلمين وليس تعنيفهم، وإلى الابتعاد عن الكلمات الجارحة، والالتزام بآداب السنة

الشريفة، وقد صحَّ في الحديث: «لم يكن النبيُّ صلى الله عليه وسلم سبّابًا ولا فحّاشًا ولا لعّانًا، كان يقول لأحدنا عند المعتبة: ما له تربّ جبينه». توفي يوم الأحد ٢٤ عرم، ٣ يوليو.

صدر فيه كتاب: علامة الدعوة العزمية الإمام السيد عز الدين ماضي أبو العزائم/ محمد علاء الدين أبو العزائم.

تآليفه: الاحتفال بموالد الأنبياء والأولياء مشترع لا مبتدع، إسلام الصوفية هو الحلُّ لا إسلام الخوارج، أيها القرنيون هلا فقهتم (يعني النجديين)، ترغيب العابد في اتخاذ المساجد على المشاهد، دعوتنا.

وله مخطوطات عن أبي العزائم، وسلسلة مقالات بعنوان: رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت.

ومن تحقيقاته: الدرر السنية في الرد على الوهابية لأحمد بن زيني دحلان، الصواعق الإلهية في الردِّ على الوهابية لسليمان بن عبدالوهاب، كشف النور عن أهل القبور/ عبدالغني النابلسي، فضل الذاكرين والردُّ على المنكرين/ عبدالغني حمادة، مذكرات على المنكرين/ عبدالغني حمادة، مذكرات مقدمات لها فقط، أو نشرها هكذا، وليس مقدمات لها فقط، أو نشرها هكذا، وليس تحقيقًا لها(٢).

عز الدين محمد التوني (١٣٤٢ - ١٤٢٣ه = ١٩٣٣ - ٢٠٠٢م) فقيه مالكي أزهري، باحث اقتصادي إسلامي.



(٢) ترجمته من الكتاب الذي صدر فيه.

ولد في بني سويف. حاز الشهادة العالية من كلية الشريعة بالأزهر، وإجازة تخصص التدريس التي تعادل الماجستير، عُيِّن في وظائف دينية عديدة، ابتدأها بإمام وخطيب ومدرس في مصر لمدة تزيد على ١٥ عامًا، رقِّي خلالها إلى مفتش عام للمساجد، ثم انتقل إلى الموسوعة الفقهية المصرية التي تصدر في القاهرة عضوًا فنيًّا من سنة ١٣٨٤ - ١٣٩٩هـ، فكتب فيها كثيرًا من البحوث والمشاركات، ودرَّس في المعهد الإسلامي والمعهد الصناعي بالقاهرة. ثم تعاقد مع وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالكويت ليعمل باحثًا في الموسوعة الفقهية، وذلك من سنة ١٣٩٩ إلى أن توفي رحمه الله، وفيها مارس النشاط العلمي بأوسع وجوهه، فكان مقرر لجنة الإخراج المطبعي بالموسوعة، وعضو لجنة الاعتماد العلمي لأبحاثها، وشارك في تقويم بعض الأبحاث الواردة للموسوعة من خارجها، إضافة إلى كتابة الكثير من البحوث التي لها طابع النظريات العامة. وقد التزم بالمذهب المالكي دراسة وتعمقًا وحفظًا وتخصصًا، مع إلمام جيد بالمذاهب الفقهية الأخرى، وقدرة ظاهرة على التعامل مع نصوصها، ولذلك فقد كان من النخبة في كتابة المصطلحات الشرعية التي اختارتما الموسوعة الفقهية لتكون مفاتيح الفقه الإسلامي. واختير عضوًا في لجان شرعية لمراجعة القوانين التالية: مشروع القانون العربي الموحد للأحوال الشخصية الذي أقرَّه وزراء العدل العرب، ومشروع القانون العربي الموحد للجنايات (وضعه وزراء العدل العرب)، ومشروع قانون الوقف (وزارة الأوقاف الكويتية)، ولجنة مراجعة حجج الوقف في الأمانة العامة للأوقاف بالكويت، وشارك في هيئة الفتوى ولجانما منذ ١٤١١ه حتى وفاته. دُعي إلى عامة الندوات الشرعية والمؤتمرات الفقهية التي

شهدتها الكويت خلال ٣٠ سنة كما دُعي إلى العديد من الندوات المنعقدة خارجها، وقدَّم بعض الأبحاث للجنة الاستشارية العليا للعمل على استكمال تطبيق الشريعة الإسلامية، مثل: الدية والجمع بينها وبين التعويض، والحيازة والاستحقاق.. والغبن.. الزكاة المعاصرة بحثًا بعنوان: زكاة المال وغير ذلك. وقدم للندوة الثانية لقضايا الحرام، وأبحاثًا اقتصادية تخصصية لبيت عز الدين ما التمويل الكويتي، مثل: عقود التعاطي والاستجرار ومجال تطبيقها على عقود التعاطي التعهدات والتوريدات، وبحث: المرابحة والمنافع والخدمات، وبحث: تطبيقات عز الدين مؤلف المنافع والخدمات، وبحث: تطبيقات

شارك في تأليف العديد من الكتب الموضوعة لطلاب مدارس وزارة التربية، سواء في نظام المقررات أو في مناهج المعهد الديني.

الإجارة والجعالة على عقود الصيانة... إلخ.

توفي يوم الاثنين ١٢ محرم، الموافق ٢٦ آذار

(مارس).

كما شارك في تأليف «دليل المصطلحات الفقهية الاقتصادية» بناء على طلب بيت التمويل الكويتي.

وله أيضًا: المصطلحات الوقفية (بالاشتراك مع محمد كل عتيقي وخالد شعب، التنبيه بالحسنى في منفعة الخلو والسكنى/ أحمد بن أحمد الفرقاوي (ت ١٠١ه) تحقيق (صدر بعنوان جامع هو: رسالتان في الخلوات... والرسالة الأخرى هي: مفيدة الحسنى في دفع ظن الخلو بالسكنى للشرنبلالي؛ بتحقيق مشهور آل سلمان) ، قرة العين ببيان أن التبرع لا يبطله الدين/ ابن حجر الهيتمي (تحقيق).

إضافة إلى البحوث السابقة، وغيرها التي تشكل رسائل وكتبًا لو جُمعت ونشرت<sup>(۱)</sup>.

(١) الوعى الإسلامي ع ٤٤١ (جمادي الأولى ١٤٢٣هـ)

ص٨، النور ع ٢٠٨ (جمادي الآخرة ١٤٢٣هـ) ص٣٣،

بحلة جامعة الملك عبدالعزيز: الاقتصاد الإسلامي مج ٧



عز الدين محمد التوني عمل باحثًا في (الموسوعة الفقهية) أكثر من عشرين عامًا

عز الدين بن محمد جواد الغريفي (١٣٥٦ - ١٤١٢ه = ١٩٣٧ - ١٩٩٢م؟) (تكملة معجم المؤلفين)

عز الدين محمد حسني البابا (١٣٤٦ - ١٩٤٧ه = ١٩٢٧ - ١٩٢٢م) (تكملة معجم المؤلفين)

عز الدين محمد علي الحايك (١٣٤٦ - ١٤٢٠ه = ١٩٢٧ - ١٩٩٩م) مترجم داعية.

من دمشق. حصل على إجازة في الإنجليزية من جامعتها، والدكتوراه من جامعتي ليدز وريستوك، وشهادة التصوير بأشعة الراديوم. وقد لزم حلقات العلم منذ شبابه، ودرَّس في الثانويات إلى جانب قيامه بالخطابة في الساجد، وكونه محاضرًا في جامعة دمشق، وأمينًا عامًا في مكتب مقاطعة إسرائيل، وكان عضوًا في الكتاب العرب.

له: منهج جديد في الخطب المنبرية، الحج أشهر معلومات: مناسك الحج والعمرة، ما هو الإسلام (عربي - فرنسي)، ترجمة تقريبية لمعاني القرآن الكريم باللغة الإنجليزية، ما هو الإسلام؟(٢)

<sup>(</sup>١٤١٥هـ) ص ٧٧، مجموعة الفتاوي الشرعية الصادرة عن قطاع الإفتاء بالكويت ١٢٠٠٠

<sup>(</sup>٢) علماء دمشق وأعيانها ص٣٨٣، موسوعة الأسر



عز الدين محمد الغرياني محمد ١٤٢٤ - ٢٠٠٣م) (تكملة معجم المؤلفين)

عز الدين محمد الغزاوي ( ۱۳۷۱ – ۱۹۳۱ ه = ۱۹۰۱ – ۲۰۱۲م) (تكملة معجم المؤلفين)

عز الدين محمد فراج (۱۳۳۱ – بعد ۱۶۱۰ه = ۱۹۱۳ – بعد ۱۹۹۰م) عالم وخبير زراعي، كاتب علمي وموسوعي إسلامي.



من محافظة سوهاج بمصر. حصل على دبلوم وماجستير في تخصص البيولوجي من كلية العلوم بجامعة القاهرة، ودكتوراه في البساتين الخضراء واقتصادياتها، ودكتوراه في علوم النبات والزراعة والكيمياء (لعله النباتي واقتصادياته، أستاذ البساتين (إنتاج الخضر والفاكهة واقتصادياتها) في كلية الزراعة بجامعة القاهرة وعميد لها، عضو الخنة تقويم أبحاث أساتذة الجامعات في اللمشقية ١/ ٢٠٠، موقع دار الفكر بلمشق (١٤٣٢ه).

الإنتاج النباتي، أحد رواد الزراعة بمصر، ساهم في تطوير الجامعات المصرية، وفي وضع مناهج التعليم الزراعي ومناهج معهد المعلمين والمعلمات، وفي تخطيط المشروعات الزراعية ومشروعات أخرى، أول من نادى بالزراعة المكثفة والمتطورة وضرورة استقلال الصحراء المصرية، عالج مشكلة العقم الكلى والجزئي في أشجار البرقوق والكمثري لزيادة محصولها، أحدث تغييرًا في أساليب زراعة الخضروات، استخدم عمليات التطعيم في زراعة الخضروات، شارك في العديد من المؤتمرات العلمية الزراعية في الإنتاج العلمي والزراعي والاقتصادي، مرشح مصر لجائزة اليونسكو في العلوم المبسطة، حاز على جائزة أولى في الأدب، حائز على جائزة الدولة في تبسيط العلوم لعدة أعوام، وجوائز لتأليف الكتب الزراعية لعدة أعوام كذلك، وأخرى في التأليف العلمي.

رئيس لجنة وضع دائرة المعارف العلمية المصورة للبيئة العربية العالمية للنبات والحيوانات، كلفته وزارة الثقافة بترجمة بعض الكتب العلمية، شارك في وضع جزء من الموسوعة المصرية الرسمية عن النباتات المصرية.

نشر ما يزيد عن (٧٠) بحثًا علميًا وزراعيًا في محال الإنتاج...

وله مؤلفات عديدة مطبوعة، استطعت أن أجمع منها: إنتاج الخضروات، بساتين الزينة، بساتين الفاكهة، البطاطس والبطاطا، التداوي بالأعشاب والنباتات الطبية، الإسلام والوقاية من الأمراض، نبيُّ الإسلام في مرآة الفكر الغربي، التلقيح والإخصاب في حدائق الفاكهة، تنسيق وتجميل المنازل والمدارس والمستشفيات والفنادق بالأزهار والنباتات وأسماك وعصافير الزينة، التنمية وتحقيق الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي، الخدائق المنزلية والمدرسية، الحمام: تربية

وتغذية (مع ابنته مني)، وله أضعاف هذه المؤلفات التي أوردتها في (تكملة معجم المؤلفين)(۱).

عز الدين محمد فودة (۱۰۰۰ – ۱٤۲٦ه = ۱۰۰۰ – ۲۰۰۵م) أستاذ وباحث سياسي.



من مصر. أستاذ الدبلوماسية والمنظمات الدولية في قسم العلوم السياسية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية في جامعة القاهرة، أمين عام الجمعية المصرية للقانون الدولي. تتلمذ عليه جيل من الدبلوماسيين المصريين، تولَّوا الصفَّ الأول في المؤسسات الدبلوماسية العربية. كتب في قضايا قانونية وعلاقات خارجية، ونقد اتفاقيات بين الكيان الصهيوني من جهة، وبين الأردن ومنظمة التحرير الفلسطينية من جهة أحرى، وبيَّن خطورها على العالم العربي، ونفوذ الدويلة اليهودية في المنطقة. مات يوم الجمعة ٣٢ محرم، ٤ آذار (مارس).

من عناوين كتبه: الاحتلال الإسرائيلي والمقاومة الفلسطينية في ضوء القانون الدولي العام، مقدمة في القانون الدولي العام، حدود مصر الدولية (مع آخرين، وبحثه فيه: في النظرية العامة للحدود: رؤية حضارية مع إشارة خاصة لحدود دار الإسلام)، حقوق الإنسان في التاريخ وضماناتها

(١) استفادة من مجموعة كتب له، والموسوعة القومية للشخصيات المصرية ص٢٢٩، وصورته من قسم الخضر بكلية الزراعة في جامعة القاهرة.

الدولية، قضية القدس في محيط العلاقات الدولية، ما الدبلوماسية؟، خلاصة الفكر الاشتراكي، محاضرات في المجتمع العربي، النظم الدبلوماسية(١).

عز الدين محمد ياسين (سكوري) (١٣٤٦ - ١٩١٤ه = ١٩٢٧ - ١٩٩٤م) (تكملة معجم المؤلفين)

عز الدين بن محمود الزنجاني (١٣٣٩ - ١٤٣٤ه = ١٩٢٠ - ٢٠١٣م) عالم شيعي (آية الله).



ولد في زنجان بإيران، وتعلم في حوزتما، وفي حوزة قم، وأخذ عن البروجردي والخميني وآخرين، وحصَّل درجة الاجتهاد، وأقام في النجف وكربلاء مدة، عاد فدرَّس في الحوزة برنجان، وأبعد في عهد الشاه إلى مشهد، فدرَّس هناك، وصار له تلامذة ومقلدون، وأسس حوزات شيعية ومؤسسات دينية وققافية، ورعى مشاريع خيرية واجتماعية. توفي يوم الثلاثاء ٥ رجب، ١٤ أيار (مايو). وله كتب، منها بالفارسية: حديث حول شخصية الزهراء، شرح خطبة الزهراء، جامع الأحكام (ثم طبع بعنوان: توضيح المسائل). وغيرها.

وتُرجم له إلى العربية: مطارحات حول معيار الشرك في القرآن<sup>(٢)</sup>.

(١) لقــــاء أُجــــري معه في مجلـــة المجتمع ع ١٢١١

(۲) موقع الميزان (إثر وفاته)، موقع شبكة مجموعة النور
 ۲۰۱۳/۰/۱۶م، شيعة أون لاين ۲۰۱۳/۰/۱۶م.

(۱٤۱٧/٣/٢١هـ) ص ٣٨ وإضافات.

عز الدین بن نجم الدین الخیّر (۱۳۵۲ – ۱۹۳۸ = ۱۹۳۳ – ۲۰۰۷م) (تکملة معجم المؤلفین)

عزُّ العرب فؤاد حافظ (۱۳۲۲ – ۱۲۲۹ه = ۱۹۲۴ – ۲۰۰۳م) داعیة، کاتب إسلامی، نائب.



من مدينة بنها بمصر. صاحب الإمام حسن البنا رحمه الله وحضر دروسه، وصار واحدًا من رجالات الدعوة. وكان وحيد والديه. فُصل من الثانوية، كما فُصل من كلية الحقوق بجامعة عين شمس، ثم جامعة القاهرة، بسبب نشاطه الدائب. جاب القرى راكبًا على دراجته النارية داعية إلى الله. اعتُقل عام ١٣٧٥ه لسنة واحدة، ثم عام ١٣٨٥هـ لخمس سنوات، ذاق خلالها مرَّ العذاب وقسوة السجانين. ثم تخرَّج في كلية الدراسات الإسلامية، وحصل على الماجستير في الاقتصاد الإسلامي، وكان مديرًا لمركز الدراسات الإسلامية بمجلة الدعوة التي كانت تصدرها الجماعة، وخطيبًا وإمامًا لمسجد عصفور، ثم مسجد الطنطاوي ببنها. وأسَّس لجنة الزكاة بالمسجد ورأسها، ولجنة مثلها في قرية اسطنها مركز الباجور، وسافر إلى قطر ليلقي بما محاضرات. انتخب نائبًا في محلس الشعب عام ٤٠٧ هـ عن دائرة بنها بالقليوبية. عُرف بأنه «أبو المساكين» فكان

يساعدهم ويقضي حوائجهم، ولا يصرفه عنهم صارف. مات صائمًا بالمسجد ليلة النصف من شعبان.

وله مؤلفات، منها: الربا بين الاقتصاد والدين، أفغانستان الجاهدة، الزكاة بين الاقتصاد والدين، الاقتصاد الإسلامي والفكر المعاصر (ماجستير)، وصيتي الشرعة (٢٠).

أبو عزام = عبدالله نجم الجواري

عزان بن عبود الجابري (۱۹۰۰ - بعد ۱۹۸۹هـ = ۰۰۰ - بعد ۱۹۸۹م) (تكملة معجم المؤلفين)

العزب عبدالحليم باش (١٣٣٨ - ١٤١٩ه = ١٩١٩ - ١٩٩٨م) (تكملة معجم المؤلفين)

عزت دلًا = عزت محمد دلًا

**عزَّت زکي** (۱۳۲۵ - ۱۹۱۹ه = ۱۹۲۱ - ۱۹۹۸م) صيدلاني وکاتب مسيحي شاعر.



ولد في مدينة الزقازيق، تخرَّج في كلية الصيدلة بالقاهرة، وأجاد خمس لغات إلى جانب العربية، عمل صيدلانيًا، ثم انتقل

(٣) المجتمع ع ١٥٧٥ (١/٩/٦)هـ) ص٤٦، إخوان ريكي (بحث في ١٨٣٢/٦/٨).

للعمل بالوعظ في الكنيسة الإنجيلية في حيّ شبرا بالقاهرة، وكان عضوًا برابطة الكتاب المسيحيين.

له ما يقرب من (١٧٠) كتابًا تأليفًا وترجمة في المسيحية وما إليها. وله قصائد منشورة، ومسرحيتان شعربتان: ألحان المحدليه، ملحمة الألم.

وله أيضًا: أضواء من عالم المجد، ادخل مخدعك، لا تخف، وكان مساء وكان صباح. وجما عربه من كتب: تفسير الرسالة الأولى لأهل كورنثوس، تفسير رسالة غلاطية، تفسير سفر الأعمال، رسالة روحية: حياة بولس الرسول، شرح رسالة بولس الرسول الثانية إلى أهل كورنثوس، شرح سفر الرؤيا. وترجمات أخرى له أوردتها في (تكملة معجم المؤلفين)(١).

عزت زكي الأمير ١٠٠٠ - ١٤٢٤هـ = ٠٠٠ - ٢٠٠٣م) (تكملة معجم المؤلفين)

عزَّت سامي (۲۰۰۰ – ۱٤۲۳ه؛ = ۲۰۰۰ – ۲۰۰۲م) (تکملة معجم المؤلفين)

**عزت شندي موسی** (۱۳۲۷ – ۱۶۰۸ ه = ۱۹۰۹ – ۱۹۸۸م) طبیب، شاعر إسلامی.



ولد في أم حنان بمحافظة المنوفية. كان

(١) معجم البابطين لشعراء العربية مع إضافات.

ترتيبه الأول على طلبة الثانوية في مصر كلها. تخرج في كلية الطب، ثم كان مديرًا لمستشفى دسوق، ولكنه فُصِل من عمله، ففتح عيادة خاصة في القاهرة، واطلع على أمهات الكتب في الأدب والفلسفة والفقه والتفسير والأصول. رأس جماعة شعراء أبوللو مدة تسع سنوات حتى وفاته، وكان الرئيس الثالث لندوة شعراء العروبة الشعرية. ساعدته مهنته الطبية على الغوص في أعماق الإنسان وتدبر عظمة الخالق، فكان شاعرًا عميق التدين، يجمع بين أصالة القديم وروعة الجديد. خصّص جارٌ وقت فراغه، يوميًا تقريبًا، ليقضيه بحديقة الحيوان بالجيزة، كان فيها متفحصًا متأملًا، يراقب طباعها وأطوارها.. ونظم القدر الكثير من ذلك وأصدره بعنوان «مع الحيوان»، وكان مفرطًا في حبه للحيوانات! ذا عاطفة جياشة، محبًا للفقراء، ومحبته لله سبحانه منقطعة النظير كما تبدو في شعره، وكذا تعلقه بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم، بعد أن امتلأ قلبه بحبه، وتعدَّدت مرات حجه لبيت الله الحرام سبع سنوات متوالية. وحضر مؤتمرات علمية، واشترك في ندوات، ووافي الجلات في مصر وخارجها بنتاجه.

من شعره الذي ودع فيه الناس وهو لا يزال حيًا:

سيــذكرني قومي إذا غالني الردى وغبـت عن الدنيا وطال بي المدي

يرجونني والموت ببنسي وبينهم

وفي حلكــة الظلماء يرجون فرقدا ويذكـرني الخلَّانُ، إذكنتُ إنْ كبا

صديق وناداني.. مَددْتُ له يدا ويشهد لي الأعداء أي لم أَهُنُ

ولم أَكُ ممن قد أساءَ أو اعتدى إلى قوله:

وسوف يقول الناس: قد كان عاشقا وقد عاش للحسن البديع مُمَجِّدا وأشحاه في الروض الورودُ وطِيبُها

وصفْ و غدير في الرُّبَى سال مُزبَدا وقد كان في المستضعفين.. ضعيفهم وفوق الأُلَى اصطنعوا السيادة.. سيِّدا ولم ينْ سَ طول العمر نُكرانَ ذاته وإلَّا.. لعاش العمر.. أغنى وأسعدا واختتمت قصيدته تلك، بدعائه الحار، بعد زوال صورة اللحم والدم:

فيا ربِّ أكرِمْهُ، وخفف حسابه

وَبَيِّض من الألواح.. ما كان سُوّدا. توفي فحر يوم الجمعة (١٤) ربيع الآخر، الموافق لـ(٥) ديسمبر بالقاهرة.



عزت شندي رأس جماعة شعراء أبوللو

قدمت فيه رسالة ماجستير بعنوان: الدكتور عزت شندي موسى: حياته وشعره/ سهام سيف الدين (المعيدة بكلية البنات بسوهاج).

وأخرى عنوانها: الرؤية الإسلامية في شعر عزت شندي موسى: دراسة تحليلية فنية/ على عبدالسلام شومان (جامعة الأزهر في إيتاي البارود، ١٤٢٥هـ).

وطبع له من الدواوين: مع الحياة، مواكب الحياة، مع الله ورسوله، رحلة العمر، عودة الطائر، إضافة إلى ديوان: مع الحيوان، المذكور سابقًا(٢).

عزَّت بن صالح النصِّ (۱۳۳۱ – ۱۳۹۱ه = ۱۹۱۲ – ۱۹۷۱م)

<sup>(</sup>٢) الأزهر (محرم ١٤١٣هـ) ص٩٧.

من دمشق. حصل على الدكتوراه من السوربون، درَّس في الجامعة السورية، وعمل سكري القوتلي، ووزيرًا للرئيس شكري القوتلي، ووزيرًا للدفاع، ورئيسًا للوزراء عام ١٣٨٢هـ (١٩٦٢م،) حكم سوريا مؤقتًا بغرض الإشراف على الانتخابات الرئاسية من ١٩٦١/١١/٢، وكان حينها رئيسًا للوزراء (١٠).

عزَّت صدقي الدالي (۲۰۰۰ – ۱٤۲۸ ه = ۲۰۰۰ – ۲۰۰۷م) (تكملة معجم المؤلفين)

عزَّت الطباع = عزَّت كامل الطباع

عزَّت عبدالغفور (۱۳۶٤ – ۱۹۲۱ه = ۱۹۲۰ – ۲۰۰۰م) (تکملة معجم المؤلفين)

عزَّة عبدالمنعم وهبي (۲۰۱۰ - ۱٤۳٤ه = ۲۰۰۰ - ۲۰۱۲م) باحثة سياسية.

من مصر. أحرزت شهادة الدكتوراه من قسم العلوم السياسية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية في جامعة القاهرة، ثم كانت باحثة في العلوم السياسية بالكلية نفسها، ووكيلة أولى بوزارة بمجلس الشعب. شيعت جنازتها يوم الاثنين ٤ صفر، ١٧

وصدر لها من الكتب: تجربة الديمقراطية الليرالية في مصر: دراسة تحليلية لآخر برلمان مصري قبل ثورة ١٩٥٢م (أصله ماجستير)، السلطة التشريعية في النظام السياسي المصري بعد يوليو ١٩٥٢م: دراسة تحليلية في تجربة مجلس الأمة (١) موسوعة الأسر الدمشقية ٢/ ٧١٧، موسوعة أعلام سوربة ٤/ ٢٤٤، وإضافات.

(١٩٥٧-١٩٥٨م) (أصله دكتوراه)، المرأة المصرية في مواقع صنع القرار، دليل المرأة عن مجلس الشعب.

عزَّة بن عبدالوهاب الطرابلسي (۱۳۳۲ – ۱۶۲۱ه = ۱۹۱۳ – ۲۰۰۰م) (تكملة معجم المؤلفين)

عزَّة عمر عبدالحكيم (۱۰۰۰ - ۱۶۲۵ه = ۲۰۰۰ - ۲۰۰۶م) (تكملة معجم المؤلفين)

**عزت الغزاوي** (۱۳۷۱ – ۱۶۲۶ه = ۱۹۵۱ – ۲۰۰۳م) روائي ثقافي.



من قرية دير الغصون بالضفة الغربية. محاضر جامعي في جامعة بيرزيت. كتب المقالة والقصة. رأس اتحاد الكتاب الفلسطينيين، وشغل منصب وكيل وزارة الثقافة والإعلام قبل شهرين من وفاته. مات في منزله يوم الجمعة ٢ محرم، ٥ آذار.



عزت الغزاوي رأس اتحاد الكتاب الفلسطينيين

وكتب عنه: أنساق المعنى: قراءات في سرديات عزت الغزاوي/ جاسم عاصي. ومما ألف من كتب: الحواف (رواية)، الأساطير المؤسسة لإسرائيل/ زئيف ستيرتمل (رواية)، الحلاج يأتي في الليل (رواية)، سجينة (قصص)، نحو رؤية نقدية حديثة

للأدب الفلسطيني، أخطاء كونية (ترجمة)، رسائل لم تصل بعد (شعر ورواية)، نصوص من الأدب الفلسطيني المحلي (جمع وإعداد)، حبل نبو (رواية)، الشعر الفلسطيني الحديث، القصة الفلسطينية القصيرة، عبدالله التلالي (رواية). وله كتب أخرى أوردتما في (تكملة معجم المؤلفين)(1).

**عزة فرحان ضاحي** (۱۳٤۸ – ۱۹۲۹هـ = ۱۹۲۹ – ۲۰۰۶م) حقوقي آثاري.



من قرية الحضر التابعة لمدينة حمص. تخرَّج في التجهيزية الأرثوذكسية، وفي كلية الحقوق بجامعة دمشق، ثم درَّس في حوران والحضر وصدد ويبرود، ومارس مهنة المحاماة، وألقى محاضرات. ثم كان رئيس فرع جمعية العاديات (للآثار) بمدينة حمص منذ عام العاديات (للآثار) بمدينة حمص منذ عام وفاته.

من كتبه في القانون: الاجتهاد القضائي في ربع قرن: المبادئ القانونية التي قررتها الغرف المدنية لمحكمة النقض السورية من حزيران ١٩٤٩ لغاية ١٩٧٤ (مع أحمد بدر)، الاجتهاد الإداري: القواعد القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا من عام ١٩٦٠ لغاية ١٩٧٥م، سلسلة الاجتهاد المدني (٥ جـ)، سلسلة الاجتهاد المرعي، سلسلة الاجتهاد المزائي (٢ جـ)، الرسوم القضائية، الزواج، القتاد: خواطر ومحاضرات (٢).

(٢) الوطن (السعودية) ١٤٢٤/١/٤هـ، معجم الروائيين
 العرب ص٢٨٩، دليل الكاتب الفلسطيني ص١٣٤.
 (٦) موقع الحضر (٦٤٢٢هـ) مع إضافات.

#### عزَّة فؤاد شاكر (١٣٦٥ – ١٤٣٢ هـ = ١٩٤٥ – ٢٠١١م) (تكملة معجم المؤلفين)

#### عزَّت بن كامل الطبَّاع (١٣٢٦ – ١٤١٩ه = ١٩٠٨ – ١٩٩٨م) طبيب أديب مناضل.



من مواليد مدينة دمشق، حصل على تخصص في الجراحة من المعهد الطبي العربي بدمشق، وعمل طبيبًا، فمديرًا للصحة العسكرية في الجيش العراقي، وأنشأ فيه الخدمات الطبية العسكرية، وكان يؤمِّن السلاح من بغداد وغيرها للمجاهدين، وأنشأ مع مرشد خلاط بنك الدم ومعامل الأدوية في سورية، وشارك في حرب فلسطين عام ١٩٤٨م ضابطًا وطبيبًا ومسؤولًا، وكان عضواً في رابطة الحاربين القدماء بدمشق، ودوّن تفاصيل الحرب وملابساتها في محاضرة القاها بدمشق.

جُمعت أشعار له ومقالات وصدرت في كتاب يحمل عنوان: الدكتور عزة الطباع رجل وعصر. وله مؤلفات في الطب(١).

# عزَّت محمد إبراهيم (۱۰۰۰ - ۱٤۲٤ه = ۲۰۰۰ - ۲۰۰۹م) (تكملة معجم المؤلفين)

(۱) أعلام الأطباء في دمشق ص٢٦٩ (وفيه وفاته ١٤٠٠هـ، ١٩٨٠م، ظنًا)، موسوعة الأسر الدمشقية ١/ ١٠٥٠ ومنه وفاته، معجم البابطين لشعراء العهية (وفيه وفاته ١٤٢١هـ، ٢٠٠٠م).

# عزت محمد حسن علي عزت محمد حسن علي (٠٠٠ - ١٤٣٢هـ = ٢٠١٠) (تكملة معجم المؤلفين)

### عزَّت محمد حنورة (۲۰۰۰ – ۱٤۲٤ه = ۲۰۰۰ – ۲۰۰۶م) (تكملة معجم المؤلفين)

# عزَّت محمد خيري (۲۰۰۰ – ۱٤۲٤ه = ۲۰۰۰ – ۲۰۰۶م) (تكملة معجم المؤلفين)

# عزَّت محمد دلًا (۱۳۷٦ - ۱۹۱۲ه = ۱۹۵۹ - ۱۹۹۲م) (تكملة معجم المؤلفين)

# عزَّت محمد ندا (۱۰۰۰ – ۱٤۳۱ه = ۲۰۰۰ – ۲۰۱۰م) (تکملة معجم المؤلفين)

عزَّة مريدن = محمد عزَّة بن أمين مريدن

عزمي خياط = أحمد عزمي بن يحيى خياط

عزمي مصباح رجب (۱۳۴۲ – ۱۶۰۱ه = ۱۹۲۳ – ۱۹۸۱م) (تكملة معجم المؤلفين)

عزمي موره لي (١٣٣٥ – ١٤١٨ه = ١٩٦٦ – ١٩٩٨م) (تكملة معجم المؤلفين)

عزمي موسى إسلام (١٣٥٠ – ١٤٠٨ = ١٩٣١ – ١٩٨٧م) باحث في العلوم الفلسفية.

ولد في القاهرة، حصل على الدكتوراه في الفلسفة من جامعة القاهرة، وكان المشرف على رسالته زكي نجيب محمود، الذي ترك أثرًا بارزًا فيه. قضى (١٣) عامًا في

وزارة التربية، ثم عمل أستاذًا للمنطق في جامعة القاهرة، فأستاذًا ورئيس قسم في كلية الآداب بجامعة عين شمس، وفي عدة جامعات أخرى، منها الجامعة الليبية، وجامعة القاهرة بالخرطوم، وجامعة الإمام بالرياض، وأخيرًا جامعة الكويت حتى آخر أيامه. وكان متخصصًا في المنطق وفلسفة العلوم، أسهم في العديد من أوجه النشاط الفكري والثقافي، وكان عضوًا في لجنة تحرير معجم أعلام الفلسفة الذي أصدره المجلس الأعلى للثقافة بمصر، وله مقالات وبحوث تجاوزت العشرين بحثًا.

من كتبه: اتجاهات في الفلسفة المعاصرة، الاستدلال الصوري (٢ ج)، جون لوك، رسالة منطقية فلسفية/ فجنشتين (ترجمة)، لدفيح فجنشتين، مفهوم التفسير في العلم من زاوية منطقية، مفهوم المعنى: دراسة تعليلية، مقدمة للمنطق ولمنهج البحث في العلوم الاستدلالية/ ألفرد تارسكي (ترجمة)، أسس المنطق الرمزي، نظرية المعرفة عند جون لوك (ماجستير)، فلسفة التحليل عند فجنشتين (دكتوراه)، مقدمة لفلسفة العلوم، بحوث فلسفية/ فجنشتين (ترجمة)، دراسات في المنطق مع نصوص مختارة، مدخل إلى الميتافيزيقا(٢).



# العزي صالح السنيدار = محمد صالح السنيدار

 (۲) البحث عن المعقول في الثقافة العربية ص٣٤٣، موسوعة أعلام العلماء والأدباء ٦٤٦/١.

العزِّي المجاهد = محمد بن محمد المجاهد

عزي الوهاب = عبدالعزيز عبدالمجيد

عزیز أندراوس (۱۳۳۳ – ۱۳۹۷ه = ۱۹۱۴ – ۱۹۷۷م) شاعہ

ولد في الخرطوم، سافر إلى مصر وفرنسا، وكان كثير اللقاءات الأدبية مع أدباء عصره، وقد نظم الشعر منذ عام ١٣٤٨هـ (١٩٣٠م). وكان يتكسَّب من الوساطة (كومسنجي) في مكتب له.

وله مؤلفات: أغانينا، تليدًا (قصة).

وطبع له من الدواوين: الشاطئ المهجور، ليالي الشاطئ المهجور، شهرزاد، الفردوس المفقود، شي جيفارا، أغاريد على ضفاف الشاطئ المهجور، نماذج من شعر الجاز. ودواوينه المخطوطة: عودة من الشاطئ المهجور، الأم، جسر التنهدات، شموع ودموع، مهرجان صغير لوادي حلفان، مراكب الشمس، وداعًا أيها المطر(۱).

عزيز بلال (١٣٥١ – ١٤٠٢هـ = ١٩٣٢ – ١٩٨٢م) اقتصادي.



من مواليد تازا بالمغرب. تابع دراسته العليا في تولوز بفرنسا، عاد وأعدً المخطط الخماسي الأول، ثم كان كاتبًا

(١) معجم البابطين لشعراء العربية.

عامًا بوزارة الشغل، ونائب عميد كلية الحقوق بالرباط، درَّس الاقتصاد السياسي، وحصَّل الدكتوراه. شارك في مؤتمرات دولية للاقتصاديين، ونشط في التعريف بالقضية الفلسطينية، وكان عضوًا بارزًا في حزب التقدم والاشتراكية، أسَّس مع زملاء له «جمعية الاقتصاديين المغاربة» وظلَّ رئيسًا لما حتى وفاته. مات مخنوفًا بغاز انفجر في فندق بشيكاغو يوم ٣٠ رجب، ٣٢ أيار (مايو).



شعار «جمعية الاقتصاديين المغاربة» التي عمل عزيز بلال رئيسًا له حتى وفاته له خمسة كتب، ومقالات كثيرة، كلها بالفرنسية (٢).

عزيز تعلب (۰۰۰ - قبل ۲۰۱۵ه = ۰۰۰ - قبل ۲۰۰۶م) (تكملة معجم المؤلفين)

عزيز جاسم الحجية (١٣٤٠ - ١٣٤١ه = ١٩٢١ - ٢٠٠٠م) ضابط، باحث في التراث الشعبي.



(٢) معلمة المغرب ٤/ ١٣٢٤.

2 2005

ولد في بغداد. تخرج في الكلية العسكرية.

تدرج في الرتب العسكرية حتى أصبح

عقيدًا. تطوع في المشاركة بحرب فلسطين

عام ١٩٤٨. تفرغ للتاريخ والبحث في

التراث الشعبي. رأس تحرير محلة «التراث

الشعبي» عدة أعوام. ونظم الشعر.

ومما كتب فيه: مفردات فارسية في بغداديات عزيز الحجية/ زكى عبدالحميد الحبة.

من كتبه المطبوعة: بغداديات: تصوير للحياة الاجتماعية والعادات البغدادية خلال مائة عام (٧ مج)، الأمثال والكنايات في شعر الملا عبود الكرخي، ارم لتقتل أو تمارين البندقية (ترجمة وترتيب)، اقتل الاشتباك القريب (ترجمة بالمشاركة)، اقتل لئلا تُقْتَل، إلمايوني يغرك (مثل)، أنوار كشافة على سباحة المسافات الطويلة، السباحة فن ومتعة، الشيخ ضاري آل محمود رئيس قبيلة ومتعة، الشيخ ضاري آل محمود رئيس قبيلة زوبع قاتل الكولونيل لجمن في خان النقطة (مع عبدالحميد العلوجي)، فن السباحة، تمارين البندقية (تأليف بالمشاركة)، مع المفور وفي ذيله القسم الأول من قاموس بلفور وفي ذيله القسم الأول من قاموس الكتاب المقدس.

وترك آثارًا مخطوطة، منها: النخلة في الفولكلور العراقي، حكايات شعبية (٢٠).

(٣) مجالس الأدب في بغداد ص١٩١، موسوعة أعلام العراق ٢/ ١٦٠، معجم المؤلفين العراقيين ٢/ ٢٨٩، معجم المؤلفين والكتاب العراقيين ٥/ ٢٩٦، الشرق الأوسط ٢٠٠٠/١٠/٢٠.

**عزیز الحق** (۱۳۳۸ - ۱۳۳۳ه = ۱۹۱۹ - ۲۰۱۲م) عالم محدِّث.

من بنغلاديش. مؤسِّس الجامعة الرحمانية العربية. ألقى دروسًا في شرح صحيح البخاري لمدة (٥٧) عامًا بدون انقطاع. توفي يوم الأربعاء ٢١ رمضان، ٨ آب (أغسطس)(١).

#### **عزیز حنا داود** (۲۰۱۰ – ۱٤۳۳ه = ۲۰۰۰ – ۲۰۱۲م) تربو*ي* نفساني.

من مصر. متخصص في علم النفس التربوي. أستاذ ورئيس قسم علم النفس التعليمي بكلية التربية في جامعة عين شمس. له كتابات وبحوث منهجية في مجال التربية وعلم النفس. نعي في آخر شهر رجب،

من كتبه المطبوعة: مقدمة في دراما الطفل، الشخصية بين السواء والمرض، علم تغيير الاتجاهات، مناهج البحث في العلوم السلوكية، دراسات وقراءات نفسية وتربوية، سيكولوجية الإهمال، أثر التغذية الرجعية على التحصيل، علم نفس الشخصية، مناهج البحث التربوي (مع أنور حسين عبدالرحمن).

سيكولوميّية إلاهمال شيكولوميّية الإهمال حذمتّردذ

#### عزیز سامي (۱۳۱۳ – ۱۹۸۶ هـ = ۱۹۸۵ – ۱۹۸۶م)

كاتب، تربوي، مترجم.

(١) ملتقى أهل الحديث ٢٠١٢/٨/٨م.

من تركمان العراق، من بلدة «أبو صميم». عين مديرًا للمعارف بكركوك، نشر شعره في جريدة (حوادث) منذ عام ١٣٥١ه، واعتبر أول شاعر تركماني ينشر الشعر الحربين شعراء التركمان.

ترجم كتبًا من التركية إلى العربية، منها: التانجو الأحيرة، أنشودة العيون السود/ كاء وفاء قراطاي، تضحية معلم/ غريغوري بتروف، حرية الوجدان/ ليون ماريلي، الخطاط البغدادي علي بن هلال المشهور بابن البواب/ سهيل أنور (ترجمة مع محمد كمحة الأثري)، رحلة إلى القمر/ حول قرن، في بلاد الزنبقة البيضاء/ غريغوري بتروف، المجنون/ للسابق.

وله: جغرافية العراق الحديثة، خريطة العراق، دنيا الباسفيك، عروس الخليج، ملهمات بالتركية (٢).

#### عزيز السماوي (۰۰۰ – بعد ۱٤۰۰هـ = ۰۰۰ – بعد ۱۹۸۰م) (تكملة معجم المؤلفين)

عزیز سوریال عطیة (۱۳۱٦ – ۱۶۰۸ هـ = ۱۸۹۸ – ۱۹۸۸) باحث، مؤرخ، مستشرق.



من مصر. حصل على دبلوم المعلمين وعلى الإجازة والماجستير والدكتوراه من جامعة ليفربول بإنجلترا تخصص آداب، والدكتوراه في الفلسفة من جامعة لندن. أتقن عدة

(٢) أعلام التركمان/ مير بصري ص٨٢، معجم المؤلفين
 العراقيين ٢/ ٣٩١، ومما كتبه نظام الدين أوغلو في موقع الجمعية الدولية للمترجمين واللغويين العرب (٤٣٢)ه.

لغات، واطلع على مخطوطات عربية عديدة في الخارج. شغل وظيفة أستاذ التاريخ في العصور الوسطى بجامعة الإسكندرية حتى عام ١٣٧٣ه (١٩٥٣م). وفي الولايات المتحدة الأمريكية واصل نشاطه في حقل الدراسات العربية بعامة والدراسات التاريخية بصفة خاصة في جامعة متشيجان وكولومبيا وبرنستون وأنديانا، إلى أن استقر بجامعة يوتا بسولت ليك سيتي، فكان كبير أساتذة يوتا بسولت ليك سيتي، فكان كبير أساتذة الشرق الأوسط بالجامعة المذكورة ومديره. العالم، وقام ببعثات ومؤمّرات ومهمات وملمية مختلفة.

وله مؤلفات بالإنحليزية والعربية، منها: الإلمام بالإعلام فيما جرت به الأحكام والأمور المقضية في وقعة الإسكندرية/ محمد بن قاسم النويري (تحقيق)، تاريخ المسيحية الشرقية، الحروب الصليبية المتأخرة، الحروب الصليبية والتجارة والثقافة، حملة نيتوبوليس الصليبية، الفهارس التحليلية لمخطوطات طور سيناء العربية: فهارس كاملة مع دراسة تحليلية للمخطوطات العربية بدير القديسة كاترينة بطور سيناء/ ترجمة جوزيف نسيم يوسف، (وقفت على الجزء الأول منه، ويقع في ٦٠٢ص)، قوانين الدواوين/ للأسعد بن مماتي (جمع وتحقيق)، المحموعة القبطية، مصر وأرغونة. وله عشرات الدراسات والبحوث والمقالات عختلف المحلات العلمية والعالمية<sup>(٣)</sup>.

عزيز السيد جاسم (۱۰۰۰ – ۱۱۹۱۱ه = ۲۰۰۰ – ۱۹۹۱م) أديب كاتب.

(٣) ترجمته من مقدمة فهارس مخطوطات طور سيناء، أعلام مصر في القرن العشرين ص٣٣١، ووفاته فيه ١٩٩١م؟ وصورته من موقع جامعة القاهرة (بالإنجليزية).

علوجة أأناء



من الناصرية بالعراق. اقترب من الأفكار اليسارية وتأثر بما بعمق حتى أحدث ما يشبه الانقلاب في أفكار الطلبة من زملائه، وكان لا يهدأ من الدعوة إلى الماركسية، وحذِّر من قبل زملائه فلم يفعل، ثم إنه غادر صفوف الحزب بسبب انتخاب شخص آخر في اللجنة المحلية للحزب بدلًا منه، ووجد البعثيون فيه ضالتهم للردِّ على طروحات وأفكار الحزب الشيوعي، وكتب سلسلة مقالات في جريدة الثورة عن ذلك، وكان اتصال أحمد حسن البكر وصدام حسين به عاديًا. وبعد نشوب خلافات في صفوف حزب البعث أبعد عن صحيفة الثورة وتعيَّن رئيسًا لتحرير محلة (وعي العمال) الناطقة باسم الاتحاد العام لنقابات العمال. وألف كتابًا عن صدام حسين بعنوان: عملاق الرافدين. ثم إن وزارة الأوقاف رفضت طبع كتاب له عن على بن أبي طالب، وتم تقريب نسخة منه وطبع في بيروت بإشراف (منظمة أمل)، وذكر أنه اقتيد إلى المعتقل بسبب ذلك (؟) وأعدم في شهر نيسان، وظل الخبر في الكتمان لسنوات طويلة.

وله كتب، منها: محمد الحقيقة العظمى، مسائل حول الثورة والحزب، مسائل مرحلية في النضال العربي، مسيرة الانتقال إلى عصر التكنولوجيا، معروف الرصافي قصة خمسين عامًا في كبرياء الشعر، المفهوم التاريخي لقضية المرأة، مقالات، مقتل جمال عبدالناصر، المناضل، من الثورة القومية إلى الثورة الاشتراكية، منطلقات اشتراكية في

#### أ عن الكرمي - 4- موست فليل - الممدَّم - 1- السيكرتير الصفي تصنيب الرئيس -

سبه النتية د أوباني ميش الوادن ، باجباً الأكو الصحة مالدنية . ورجه رسيد لا مذكرتي هنه عن المرت إلى سيانة الرشير الله يم حدام حسين و متدخلياً \$6000 شوحين صورة والحيث عما جيد أدو الصائفة بر ما جياً ( هن مك الأفرو ) . ووست

Ci.

عزر السيد

#### عزيز السيد جاسم (خطه وتوقيعه)

قضايا الثقافة والأدب والفن، منطلقات اشتراكية في المسألة العمالية، موضوعات عن الجبهة الوطنية التقدمية، موضوعات عن الثقافة والثورة، الوصولية. وله مؤلفات غيرها ذكرت في (تكملة معجم المؤلفين)(۱).

عزيز الشامى = عبدالعزيز محمود الشامي

عزيز شاهين (۱۳۱۰ – ۱۶۱۲ه؟ = ۱۸۹۳ – ۱۹۹۱م) (تكملة معجم المؤلفين)

عزیز شریف (۱۳۲۸ – ۱۶۱۰هـ = ۱۹۱۰ – ۱۹۹۰م)

مناضل اشتراكي، داعية للسلام. ولد في «عانه» بالعراق. مارس المحاماة، انضم إلى (جماعة الأهالي) عضوًا بارزًا

في أنشطتها الإعلامية والاجتماعية، ثم انشقَ عنهم مؤلفًا «جماعة البعث» وأسس مكتب البعث» سنة ٢٩٤٢. أخذ على عاتقه إصدار نشريات باسم «رسائل البعث» ديمقراطية، ليرالية، ثم جمد نشاطه مدة، وعاد

ليؤسِّس «حزب الشعب» فأصبح عميده، ولم يستمر طويلًا. انتمى إلى منظمة السلم العالمية، وأصبح فيما بعد ممثلًا لها في العراق، وكان وراء تأسيس منظمات ثقافية وصحف فكرية تحدَّت وأدانت العهد الملكي، وسائد قضايا التحرر العربي، وناضل ثقافيًا وقانونيًا ضدًّ

المعاهدات العراقية البريطانية، ودعم قضية فلسطين عالميًا من خلال بحوثه التي ألقاها في مؤتمرات السلم العالمية.

من عناوين كتبه: السياسة الصحيحة لحل القضية الفلسطينية، شعوب آسيا وإفريقيا ضدَّ حلف بغداد ومبدأ إيزنماور، العنصرية بين الرجعية والعلم، قضية فلسطين ولجنة التحقيق الإنكليزية الأمريكية، المسألة الوطنية الكبرى في سياسة حزب الشعب، المعاهدة الأردنية العراقية والسياسة البريطانية في الشرق الأوسط، من حلف بغداد إلى تحرير القنال، موقفنا من بريطانيا وألمانية والاتحاد السوفيتي ومن حركة مايس والاتحاد السوفيتي ومن حركة مايس النفط والحرب. وله غيرها ذكرت في (تكملة معجم المؤلفين)(1).

عمر تر شرمف : قا جن وحام ، عمل صع جماعة الأهالي واشتق عنها مخلانه مع كه بل ايك درجي ، ثم الضم الرم جماعة عزا ا الشعب عام ه م ه م المم ساند الرب سورية ولنبائ واتصور مقادة المركزة المشوعية فيها لأهد أربهم سانات أسيس هذ به ثم أصبح رئيداً كزر الشعب حتى معد علقه عام ٧٤ م ١ م

المعوسوية سوية خاجية ناكز ب المستوعي العراق المستوعي المعوانية على المتحقيقات الخياقية المتحقيقات الخياقية

عزيز شريف (خطه)

(۱) عالم الكتب (محرم ۱۶۱۷هـ) ص۳۳۶، وما كتبه مظهر عارف في جويدة زهرة الصحافة ۲۰۱۱/۷/۱۵م معجم المؤلفين والكتاب العراقيين ۱۳۰۱، وخطه من موقع كلكامش.

 (٢) موسوعة أعلام العراق ٢/ ١٦٠، معجم المؤلفين العراقيين ٢/ ٣٩٣، أعلام الأدب في العراق الحديث ١٦٩٣.

#### عزيز الشوان (١٣٣٥ - ١٤١٣ه = ١٩١٦ - ١٩٩٣م) مؤلف موسيقي.



من القاهرة. حصل على دبلوم الدراسات التجارية العليا من كلية الخرنفش، مدير المركز الثقافي السوفيتي لمدة ١٢ عامًا، سافر إلى روسيا وتخرَّج في معهد هناك. مستشار موسيقي. اشتهر بمؤلفاته الموسيقية الوطنية والسمفونية المصرية. أستاذه في الموسيقى آرام عنترة تأليف الشاعر أحمد شوقي. حصل عنترة تأليف الأولى في التأليف الموسيقي عن على الجائزة الأولى في التأليف الموسيقي عن الأغنية الفولكلورية «عطشان يا صبايا».

من مؤلفاته: الأوبرا، الموسيقى: تعبير نغمى ومنطق، (أهداه إلى أستاذه آرام المذكور)، موسوعة الموسيقى، الموسيقى للجميع، الخطوات الأولى للتعبير الموسيقي (خ)، أنت والموسيقى، الكلمة والنغمة (خ). وله كتاب بالإنجليزية عن تطور الموسيقى المصرية(۱).

عزيز بن صالح العلي (نحو ١٩٤٦ – ١٩٩٨ = نحو ١٩٢٧ – ١٩٩٩م) مهندس زراعي. عُرف برعزيز العلى العزي).



ولد في بغداد. حصل على إجازة في علوم الحياة من الجامعة الأمريكية ببيروت، والماجستير من الجامعة نفسها في العلوم الزراعية متخصصًا في علم الحشرات وعلم أمراض النبات. درَّس في قسم وقاية النبات بكلية الزراعة في جامعة بغداد وترأسه، وعمل في الهيئة العامة للبحوث الزراعية التطبيقية التابعة لوزارة الزراعة، وكان زميل جمعية علم الحشرات الملكية اللندنية، شارك في مؤتمرات وندوات قطرية وعربية. وتوفي يوم ٢٧ صفر، ٢٢ حزيران.

له عشرات المقالات والدراسات المتفرقة، وبحوث ودراسات متخصصة في تاريخ العلوم، و(١٤) بحثًا ذات أهمية نشرت بالإنجليزية.

وله من الكتب المطبوعة: توضيح الوراثة، دودة البطاطا: حياتها ومكافحتها (رسالة ماجستير بالإنجليزية)، دراسة مشكلة الأرضة والبق الدقيقي في السعودية والعراق ومصر، الحشرات والحلم العراقية النباتية والمفترسة والطبيعية (بالإنجليزية)، البحث العلمى: تدوينه ونشره (ذكر أنه أول كتاب نشر في العالم العربي في موضوع كتابة البحث العلمي في العلوم الطبيعية ونشره)، نبش الماضى (مترجم عن الإنحليزية)، دليل مكافحة الآفات الزراعية (رئاسة تحرير)، ملخصات بحوث المؤتمر العلمي الأول للبحوث الزراعية التطبيقية (رئاسة تحرير، بالعربية والإنجليزية)، الطير في حياة الحيوان للدميري (وهو الجزء الأول المحقق من الكتاب)، الحيوان في تراثنا بين الحقيقة

والأسطورة. وله غيرها من المخطوط وردت

ف (تكملة معجم المؤلفين)(١).





من مواليد القاهرة. نال إجازة من قسم العمارة بجامعة القاهرة، ودكتوراه في التخطيط الإقليمي والتصنيع من جامعة هارفارد. درَّس في كلية الهندسة بجامعة الإسكندرية، وعمل مستشارًا أمنيًا بمكتب رئيس الوزراء، ثم وزيرًا للصناعة مرتين، ومستشار رئيس الجمهورية في شؤون الإنتاج، فمساعدًا له، عضو اللجنة التنفيذية العليا للاتحاد الاشتراكي العربي (الناصري)، عضو بحلس الأمة، وعضو اللجنة العليا للإعداد للمعركة، مدير معهد التدريب المهني بميئة العمل الدولية. قام بتركيب أول سيارة مصنوعة في مصر سنة ١٣٧٩ه (١٩٥٩م)، وشارك في وضع القرارات الاشتراكية التي اعتبرت اللبنة الأساسية في التحول الاشتراكي، رئيس الوزراء في عهد السادات ١٣٩٢هـ (۱۹۷۲م). مات في باريس حيث كان يعالج، يوم الجمعة ١٧ محرم، ٢٥ يناير. صدر كتاب بعنوان: قصة السوفييت في مصر: حوار مع سيد مرعى وعزيز صدقى وآخرين/ أجرى الحوار محمد عودة وغيره(٣).

<sup>(</sup>١) أعلام مصر في القرن العشرين ٣٣١، أهل الفن ص٦٢.وصورته من الموسوعة الحرة.

<sup>(</sup>٢) الشبكة العراقية لنخلة التمر (١٤٣٣هـ).

<sup>(</sup>٣) الموسوعة القومية ص٢٣١.



عزيز صدقي رأس مجلس الوزراء في عهد السادات

عزيز ضياء = عبدالعزيز ضياء الدين بن زاهد

عزيز عبدالأحد نباتي (١٣٦٩ - ١٤٢٣ هـ = ١٩٤٩ - ٢٠٠٢م) (تكملة معجم المؤلفين)

عزيز عبدالصاحب (١٣٥٦ – ١٣٧٨ه = ١٩٣٧ – ٢٠٠٧م) (تكملة معجم المؤلفين)

**عزیز عثمان بکیر** (۲۰۰۰،۱۹۱۰ه = ۲۰۰۰،۱۹۱۰م) کشفی قیادي.



من حلوان عصر. انضم إلى الكشافة، وعمل قائداً لجوالة الشبان المسلمين بالإسكندرية، ونظم رحلات عديدة إلى البلاد العربية، وشارك في تأسيس ثاني عشيرة للجوالة عصر، كما شارك في المخيم العالمي للجوالة بأسكتدلندا عام ١٩٣٩م، وفي تأسيس جمعية بيوت الشباب، وعيِّن مفتشاً عاماً للكشافة عصر، وأميناً عاماً للجنة الكشفية العربية، ورئيساً للجنة التدريب العربية، ورئيساً لمعية فتيان الكشافة المصرية، تخرَّج على يديه الكثير من قادة الحركة الكشفية على يديه الكثير من قادة الحركة الكشفية

العربية، مما أسهم في انتشار الكشافة في العالم العربي، وشارك في وضع أنظمة ولوائح الحركة الكشفية محلياً وعربياً، كما شارك في مخيمات ومؤتمرات كشفية عالمية، وكتب مقالات عديدة في مجلة « الكشاف العربي». توفي في ٢٧ صفر، ٣١ مايو. وله كتب عديدة، منها: التدريب الدولي، وغيره، في مجالات التدريب والبرامج وتطوير المناهج (١).

عزيز علي (١٣٣٠ - ١٩١٥ هـ؟ = ١٩١١ - ١٩٩٥م) (تكملة معجم المؤلفين)

عزيز العلي العزي = عزيز بن صالح العلي

عزيز قلدس سريانة (١٣٢٨ – ١٤١٤ه = ١٩١٠ – ١٩٩٣م) (تكملة معجم المؤلفين)

عزيز محمد شعيرة (۱۰۰۰ - ۱٤٢٥ = ۲۰۰۰ - ۲۰۰۶م) (تكملة معجم المؤلفين)

**عزیز نسین** (۱۳۳۳ – ۱۶۱۱ه = ۱۹۱۰ – ۱۹۹۰م) کاتب علمانی متشدد.



من تركيا. كان ضابطًا وترك العمل العسكري ليتفرغ للكتابة. عدَّ من أكثر

(۱) موقع الساحة الكشفية ۲۰۰۲/٤/۳۰م، صفحة عنه على
 الفيس بوك ۲۰۱۲/۹/۱۳م.

كتاب، وعُرف بعلمانيته الشديدة، ومعاداته كتاب، وعُرف بعلمانيته الشديدة، ومعاداته للإسلام وللحركة الإسلامية، حيث تحدى جموع المسلمين والحظر الحكومي وقام بنشر مقتطفات من رواية سلمان رشدي «آيات شيطانية»، وأساء إلى الإسلام في كلمة ألقاها، مما حدا بالجماهير الغاضبة إلى إحراق فندق كان يقيم فيه في بلدة سيواس أحراق فندق كان يقيم فيه في بلدة سيواس مع ضيوف أحد المهرجانات، ومات في الحريق نحو ٣٧ مؤلفًا وكاتبًا، وأُنقذ نيسين عن طريق سلم مطافئ.

ومما ترجم له إلى العربية: زوبك: الكلب الملجي في ظل العربة (قصص) ترجمة عبدالقادر عبداللي، أسفل السافلين (قصص) ترجمة عبداللطيف عبدالحميد، وحش طوروس (ترجمة جوزيف ناشف)، حكاية البغل العاشق (ترجمة جمال دومش)، الحمار الميت (ترجمة عبدالقادر عبداللي)، يسلم الوطن (ترجمة دومش)".

عزيز ياسر جاري (١٣٤٤ – ١٩٨٧ هـ = ١٩٢٥ – ١٩٨٧م) (تكملة معجم المؤلفين)

عزيزة أحمد يوسف (۱۰۰۰ – ۱٤٣٧ه = ۱۰۰۰ – ۲۰۱۱م) باحثة كيميائية.

من مصر. حصلت على الدكتوراه في الكيمياء الطبيعية عام ١٣٨٤هـ، وبدأت مساعدة باحث بمعمل تركيز الخامات، ثم كانت رئيسة شعبة بحوث الصناعات بمركز البحوث، وأستاذة بمعمل تركيز الخامات، وأستاذة ثم رئيسة مركز بحوث وتطوير الفلزات. كانت عضوًا في نقابة المهن العلمية، والجمعية الكيميائية المصرية وعلم المعادن، واختيرت عضوًا بمجلس الشورى، وعضوًا بلجنة الصناعة والطاقة،

(٢) الفيصل ع ٢٢٦ ص١٢٤٠.

ونالت جائزة الدولة التشجيعية في العلوم، والتقديرية في علوم التكنولوجيا المتقدمة، ووسام العلوم، واعتبرت أول فتاة علمية انتخبت لمحلس إدارة جمعية خريجي كليات العلوم، كما انتخبت عن نقابة المهن العلمية في المؤتمر الوطني للقوى الشعبية عام ١٣٨٤هـ (١٩٦٤م). وهي صاحبة أوليات أخرى. نعيت في ٣٠ ربيع الأول،

#### عزيزة أمين مريدن (١٣٤٨ – ١٤١٣هـ = ١٩٢٩ – ١٩٩٢م) أديبة باحثة.

من دمشق. حصلت على درجة الدكتوراه من كلية الآداب بجامعة القاهرة. عملت في جملة جامعة محمد الخامس، وأسمهت في حملة التعريب بالمغرب العربي، ومارست التدريس بجامعات سورية والمغرب والسعودية، وترأست قسم الأدب العربي في كلية الآداب بجامعة دمشق. وكانت تؤدي فروضها الدينية.

لها العديد من الأبحاث والمؤلفات، منها: حركات الشعر في العصر الحديث، توفيق الحكيم وآراؤه في النقد والأدب، نصوص في الشعر العربي المعاصر، المسرحية بين القومية والإنسانية في شعر المهجر الجنوبي، وط ٢ بعنوان: الشعر القومي في المهجر الجنوبي، (وأصله ماجستير)، من الشعر العربي المعاصر، القصة الشعرية في العصر الحديث (أصله القصة الشعرية في العصر الحديث (أصله دكتوراه)(٢).

(۱) ۱۰۰۰ شخصية نسائية مصرية ص٧٣ مع إضافات. (۲) الثقافة (سورية) جمادى الأولى ١٤٣٠هـ، ص٢٠، الموسوعة العربية ١٨/ ٤٥٢، الفيصل ع ١٩٠ (ربيع الآخر ١٤١٣هـ) ص ١٤٠٠ الكاتبات السوريات ص١٤٦٦، موسوعة الأسر الدمشقية ٢/ ٥٨٢، معجم المؤلفين السوريين

ص٤٨٢، أعلام النساء الدمشقيات ص ٩٤٣.



عزيزة حمد البسام (١٣٧٥ – ١٤١٨ه = ١٩٥٥ – ١٩٩٧م) (تكملة معجم المؤلفين)

عزیزة عمر هارون (۱۳۲۲ – ۱۶۰۱ه = ۱۹۲۳ – ۱۹۸۱م)

ولدت في مدينة اللاذقية، ودرست دراسة خاصة في منزل والدها. عملت مقدمة برامج في التلفزيون، وفي مكتب الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون. وفي المدة الأخيرة من حياتها غلبتها الأمراض فاحتجبت عن الأنظار. بدأت رحلتها مع الشعر في سنّ مبكرة، ونشرت أولى قصائدها «خمرة الفن» في العدد الأول من مجلة «القيثارة» الصادرة في اللاذقية في حزيران ١٩٤٦م، وكان اسمها إلى جانب قلة من الشاعرات تتصدر الصحافة الأدبية العربية في الخمسينات والستينات (نازك الملائكة، فدوى طوقان، سلمى الخضراء الجيوسي). ومن المحلات التي نشرت فيها: «الأديب» في لبنان، «الثقافة» و «الموقف الأدبي» و «التمدن الإسلامي» في سورية. وأسهمت في العديد من المهرجانات الشعرية. وكُتِبَتْ دراسات كثيرة في شعرها.

صدر ديوانها بعنوان: ديوان عزيزة هارون/ إعداد عفيفة الحصني؛ تقديم عبداللطيف أرنؤوط، إلفة الإدلي(٣).

عزِّية علي طه (۲۰۱۰ - ۱٤۳۳ه = ۲۰۰۰ - ۲۰۱۲م) باحثة في الحديث الشريف.

من السودان. حصلت على الماجستير في مقارنة الأديان من جامعة كاليفورنيا، والماجستير، ثم الدكتوراه في الحديث النبوي من جامعة الأزهر، عملت أستاذة للحديث في جامعة الملك خالد في أبحا بالسعودية، وكانت صاحبة جهود في الدفاع عن السنة النبوية، وكتبت مقالات عديدة عن المرأة في الإسلام، والإسلام والنصرانية، والرد على المستشرقين، والثقافة والدعوة، في دوريات المستشرقين، والثقافة والدعوة، في دوريات سعودية وكويتية، وتوفيت بالرياض يوم الأربعاء مساء ٢ ربيع الأول، ٢٥ كانون الثاني (يناير).

لها نحو (٣٠) مقالًا، ومؤلفاتها المطبوعة هي: تأملات حول مكانة المرأة في اليهودية والمسيحية والإسلام، دفاع عن السنة النبوية الشريفة، منهجية جمع السنة وجمع الأناجيل: دراسة مقارنة (أصله رسالة دكتوراه).

ورسالتها في الماجستير: الفرد المؤمن (المسلم الكامل) في ضوء القرآن والسنة.

ونُشر لها بالإنجليزية: الخطيئة والغفران في النصرانية والإسلام، نظام الأسرة في الإسلام.

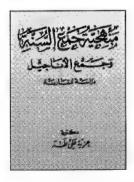

(رمضان ۱۱۲ه) ص۱۱٦.

<sup>(</sup>۲) (( عبقریات وأعلام ص٤٣٣، موسوعة شاعرات العرب ۲/ ٤٠٢، الموسوعة الموجزة ٥/ ١٧٣، الفيصل ع ٢٠٧

من الإسكندرية بمصر. بدأ حياته الكروية

في نادي المنصورة عام ١٩٤٦ لكنه تركها بعد عشر سنوات للالتحاق بالكلية

الحربية، ومنها انضمَّ لنادي الزمالك. وحمل شارة قيادة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي

ومنتخب مصر لسنوات عديدة، فاز مع

الزمالك بكأس مصر ٦ مرات، وعلى

المستوى الدولي لعب في مركز الجناح الأيمن

وساهم في فوز مصر بالميدالية الذهبية

لدورة ألعاب البحر المتوسط سنة ١٩٥٥

ببرشلونة. ثم كان الإنجاز الكبير في قيادته

للمنتخب المصرى عام ١٩٥٩ للحصول

على كأس الأمم الإفريقية بالفوز في المباراة

النهائية على المنتخب السوداني. وكمدير

فني قام بالتدريب في عدد من الأندية

في السعودية، وعندما عاد إلى مصر قاد

نادي الزمالك للحصول على أربع بطولات

في موسم واحد وهو موسم ١٩٨٧ -

١٩٨٨م، ونحم في الفوز ببطولة الدوري

العام وكأس مصر وكأس الأفروآسيوية،

وكانت للمرة الأولى في تاريخ الزمالك

والأندية المصرية والإفريقية، وأخيرًا كأس

دورة الصداقة بقطر التي شارك فيها عدد

من أكبر الأندية العربية والآسيوية. كما

تولى قيادة العديد من الأندية المصرية، من

مثل المنصورة والقناة والسويس ومزارع دينا

وسكة حديد سوهاج، وكان أول لاعب

كرة يدخل مجال السينما، وقام بالتمثيل

في فيلم (حديث المدينة). توفي يوم ٥ ذي

الحجة، ٣ كانون الأول (ديسمبر)(٢).

# عسَّاف كمال الدين (١٣٥٥ – ١٤٢٣ه = ١٩٣٦ – ٢٠٠٢م) (تكملة معجم المؤلفين)

#### عسر عسران طه (۱۳۲۰ - ۱۲۲۱ه = ۱۹۶۱ - ۲۰۰۰م) إداري وشاعر إسلامي وطني.

ولادته بمدينة دشنا التابعة لمحافظة قنا بمصر، حصل على دبلوم الدراسات العليا في التاريخ والحضارة الإسلامية، ثم الماجستير من دار العلوم بجامعة القاهرة، وأنجز فصولًا في الإدارة المحلية، وارتقى فيها إلى منصب مدير عام بمجلس مدينة الجيزة، وكان عضوًا في العديد من الجمعيات والمنتديات الأدبية بالقاهرة التي مات بها، ومثَّل جماعة شعراء الإسلام بمسجد أحمد طلعت. وأكثر شعره في المناسبات الدينية وقضايا الوطن. نشر قصائد له في صحف ومجلات عصره، وخاصة مجلة الأزهر.

وطُبع له ديوان: صداح في الوادي الأخضر. ورسالته في الماجستير: دولة الأشراف السعديين في مراكش.

وفي الدكتوراه التي لم يكملها: الصراع بين القوى العثمانية والقوى الصليبية في المغرب العربي في القرن العاشر الهجري(١).

### أم عصام = خديجة النشواتي

عصام بدوي (۱۰۰۰ - ۱۶۳۳ه = ۲۰۰۰ - ۲۰۱۲م) رياضي إداري.



من مصر. وكيل أول وزارة الشباب والرياضة، مدير عام نقابة المهن الرياضية. كتب وترجم في إدارة الرياضة. توفي يوم الجمعة ٢١ جمادى الأولى، ١٣ أبريل. المرياضي (مع حليم المنيري)، موسوعة النظيم والإدارة في المربية البدنية والرياضية، التنظيم والإدارة في التربية البدنية والرياضية، البطولات والدورات الرياضية: استضافتها التدريب الرياضي علم وفق الرياضية دواء التدريب الرياضي علم وفق الوري ودمان (ترجمة مع أسامة راتب)، الرياضة دواء لكل داء، أسس بناء كرة القدم الشاملة، استكشاف الموهوبين رياضيًا/ ريتشارد فيشر، جان بورفر (ترجمة مع أمين الحولي).

#### عصام بهي = محمد عصام أحمد بهي

عصام بهيج (١٣٤٩ – ١٤٢٩ه = ١٩٣١ – ٢٠٠٨م) قائد منتخب مصر والفرق العسكرية ونادي الزمالك.





عصام بهيج.. قائد منتخب مصر.. ونادي الزمالك

(٢) الأهرام ٥/١١/٨٠٠٢م

(١) معجم البابطين لشعراء العربية.

واعتبر من المؤسّسين لاستوديو الحرم المكي.

ومن بصماته الأخيرة مشاركته في اختيار مواقع الكاميرات في مشروع المسعى الجديد

في الحرم المكي، وتحديدًا في الصفا والمروة. وطوال سنوات عمله في الحرم كان يطوف

قبل النقل التلفزيوني، ومن جهوده نقله

لأكثر من ٢٥ عامًا فعاليات المسابقة

الدولية لحفظ وتفسير القرآن الكريم. وكان عاشقًا للكتاب والقراءة، ويفتحر بأنه

يحتفظ بأكثر من خمسة آلاف عنوان في

مكتبته الخاصة بمنزله في مكة المكرمة،

وأعداد هائلة أخرى من التسجيلات النادرة لكبار المقرئين والعلماء، ويجعل ذلك محور

اهتمامه أثناء السفر للخارج، فلا يعود إلا

بجملة كتب له ولمحبيه ممن يعشقون القراءة،

وكان معجبًا بالأديب عباس محمود العقاد،

ويردد أقواله التي كان يحفظ بعضها عن

ظهر قلب! ومارس الكتابة الأدبية والثقافية

في «ملحق الأربعاء» ونافح فيه عن العقاد،

وكان لا يدع مقالًا أو كتابًا أو بحثًا ذكر

فيه العقاد إلا ثابر من أجل الحصول عليه

والاطلاع على ما فيه، ولم يتابع الكتابة،

فقد كان محبًا للقراءة أكثر، واكتفى بالعمل

الرسمى مخرجًا إعلاميًا مميزًا في التلفاز. وكان

يساعد العلامة الطنطاوي في جمع مقالاته،

كما ذكره في مذكراته. ويملك إلى جانب

مكتبته المقروءة مكتبة أخرى ضخمة مليئة

بمئات شرائط الكاسيت والفيديو حول

التراث المكي وفنونه، إلى جانب المكتبة

الصوتية الإلكترونية الزاحرة بالآف المقاطع

الصوتية والصور الفوتوغرافية. توفي قبل

حلول شهر رمضان بيومين، بعد رحلة ربع

قرن قضاها داخل استوديو الحرم المكي،

ينقل للعالم يوميًا وعبر شاشات الفضائيات

شعائر صلاتي المغرب والعشاء على مدار

العام، فضلًا عن تخصصه في نقل صلاة

القيام من المسجد الحرام ومناسك الحج من

عرفات، خصوصًا خطبة يوم عرفات من

عصام الجمبلاطي = عصام علي الجمبلاطي

عصام حداد = عصام طانيوس حداد

عصام حسن (۱۰۰۰ – ۱٤۳۰ه = ۲۰۰۰ – ۲۰۰۹م) (تكملة معجم المؤلفين)

عصام حسن رواس (۱۳۸۳ – ۱۶۳۰ه = ۱۹۲۳ – ۲۰۰۹م) المخرج في تلفزيون مكة.



عصام رواس مع الشيخ علي الطنطاوي

ولد في مكة المكرمة، واصل مسيرته التعليمية في الثانوية بمدرسة العزيزية. لازم عمه المخرج المخضرم عبدالله رواس مخرج برنامج «على مائدة الإفطار» للشيخ علي الطنطاوي رحمه الله، الذي كان يسكن في مكة المكرمة، فيماكان تسجيل البرنامج يتم في محطة التلفزيون بجدة، الأمر الذي أتاح للمترجم له أن يلازم الطنطاوي في إيصاله من مكة إلى جدة، وفتح باب النقاش في كثير من القضايا المعاصرة، وعرض الفتاوي وطرح القضايا الفقهية المثيرة للجدل. ودخل محال الإخراج التلفزيوني منذ عام ٥٠٥ ١هـ، فتعلم فنون التصوير وأساليب الإخراج، واتحه لدراسة الإعلام، متخصصًا في الإذاعة والتلفزيون بجامعة أم القرى، ثم كان من أبرز المخرجين في استوديو الحرم المكي، ولم يكن يحبذ تنقل الكاميرا على المشهد أثناء التصوير بدون داع. ويقول «تكرار تنقل الكاميرا عبث». ويعطى كل لقطة دلالاتها،

داخل مسجد نمرة(١).

عصام حسني حماد (۱۳٤٤ – ۱۹۲۷ه؛ = ۱۹۲۰ – ۲۰۰۲م) إعلامي شاعر.



ولد في مدينة جرش الأردنية من أسرة نابلسية، وأمه شركسية. حصل على إجازة في الحقوق، عمل في ضريبة الدخل، انضمَّ إلى الإذاعة الفلسطينية فكان من رواد الفنّ الإذاعي، بعد النكبة عمل مراقبًا رئيسيًا لشعبة المذيعين بالإذاعة السورية، ومراقبًا للبرامج في الإذاعة الأردنية وكان مقرها رام الله، والمسؤول العربي في القسم العربي بإذاعة ألمانيا الغربية، وقد تعلم الألمانية وتخصص في العمل التلفزيوني. عاد بعد صدور قانون العفو العام في الأردن وأشرف على أعمال إعلامية، كما عمل مديرًا للدار الأردنية للثقافة والإعلام. رئيس جمعية الصداقة الأردنية البلغارية، عضو اتحاد الكتاب العرب. نشر نتاجه في الصحف والجلات، وأذيع شعره في دور إذاعات مختلفة. نظم الشعر العمودي والحرّ، فكان من رواد الشعر الحرّ بالأردن.

مؤلفاته: ديان بيان فو (ملحمة من الشعر الحر)، رسالة إلى ولدي (مطولة شعرية)، الإذاعة للجميع، في الفنّ العربي والألماني المقارن، متفرقات منثورة من الشعر والأبحاث والقصص، نحو ثقافة وطنية معاصرة: نحو مفهوم إعلامي صحيح، رسائل وصور (أ) عكاظ ع ٢٩٩٩ (موقع الحريدة)، متديات مكاوي (أثر وفاته).



عصام حماد (خطه)

من بعيد: من الأدب السياسي والثقافي والرحلات، حرب تشرين، تمويد القدس (١).

عصام حمدي الحسيني (۱۳۳۸ - ۱۴۲۱ه = ۱۹۱۹ - ۲۰۰۵م) (تكملة معجم المؤلفين) (امرأة)

عصام الرافعي = عصام عبدالغني الرافعي

عصام الراوي = عصام كاظم الراوي

عصام رشید حویش (۱۳۵۸ – ۱۹۳۶ه = ۱۹۳۹ – ۲۰۱۳م) (تکملة معجم المؤلفین)

عصام الزعيم (١٣٥٩ - ١٤٢٨ = ١٩٤٠ - ٢٠٠٧م) مفكر اقتصادي وإصلاحي وزير، باحث وخبير استراتيجي.



 (١) شعراء فلسطين في القرن العشرين ص٤١٨، موسوعة كتاب فلسطين في القرن العشرين ص٣٠٢، دليل كتاب فلسطين ص٤٤، معجم البابطين ٣/ ٥٠٦.

من حلب. تخرَّج في جامعة باريس، عمل رئيسًا لفريق البحث في المجلس الوطني، ومديرًا لمركز التوثيق والدراسات الاقتصادية عن الصناعات الغازية والبتروكيميائية في معهد البحث الاقتصادي والتخطيط بجامعة غرنوبل

الفرنسية. كما عمل أستاذًا في معهد اقتصاد الدراسات العليا بجامعة الجزائر بجانب عمله مستشارًا اقتصاديًا لدى وزارة الطاقة والصناعة. شارك في تأسيس جمعية اقتصاديي العالم الثالث في الحزائر، وانتخب مرارًا أمينًا عامًا مساعدًا لها ممثلًا للاقتصاديين الآسيويين. رأس محلس إدارة جمعية العلوم الاقتصادية السورية واتحاد الاقتصاديين العرب. عمل أستاذًا زائرًا في جامعة لوفان الكاثوليكية البلجيكية، وأستاذًا زائرًا في جامعة الكولوخيو دي مكسيكو في العاصمة المكسيكية، وفي مركز دراسات أوبك التابع لجامعة فنزويلا المركزية ووزارة الطاقة والمناجم الفنزويلية، وأستاذًا محاضرًا في الجامعة العليا للعلوم الإدارية عدينة ريو دي جانيرو في البرازيل. عمل عشرين عامًا في وكالات الأمم المتحدة، في منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية بفيينا، وفي إدارة التعاون الفني من أجل التنمية، وكان كبير الخبراء لدى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. وعمل مستشارًا غير متفرغ للأمين العام لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول في الكويت، ولدى المنظمة العربية للتنمية الصناعية في القاهرة وبغداد والرباط. كما عمل مديرًا لجموعة البحث والدراسات المتقدمة عن المنظمة العربية والشرق الأوسط. وأدار لمدة ثلاثة أعوام في جامعة الكولوخيو دي ميكسيكو

متخصصة للقادة. كما درس الاقتصادات العربية وموقعها في الاقتصاد العالمي في معهد الدراسات الآسيوية والأفريقية في الجامعة نفسها، وشارك في الحوار العربي الأوربي في السنوات السبعين منتدبًا من جامعة الدول العربية، وكان نائبًا لرئيس الوفد العربي إلى المفاوضات العربية الأوربية في قطاعي التكرير البترولي والصناعات البتروكيميائية. وعمل وزيرًا للدولة لشؤون التخطيط ثم وزيرًا للصناعة في الحكومة السورية خلال الأعوام ٢٠٠٠ - ٢٠٠٣. وشارك أكثر من عشرين عامًا في ندوة الثلاثاء الاقتصادية التي تنظمها جمعية العلوم الاقتصادية السورية، حيث ألقى محاضرات عن التكنولوجيا والنفط والطاقة والصناعة والتصنيع والتكامل الصناعي والاقتصادي العربي والعولمة. وضع ونفذ مشروع الاستشراف المستقبلي لسورية ٢٠٢٠م. وتولى عام ١٤٢٦هـ منصب المدير العام للمركز العربي للدراسات الاستراتيجية (مركز عربي مقرُّه بدمشق). وكان منتقدًا للسياسة الاقتصادية بسورية أخيرًا. غادر العمل الحكومي ليتفرغ للبحث الاستراتيجي. نشر دراسات عديدة، وله أوراق عمل وبحوث. مات في دير الزور صباح يوم الحمعة ٥ ذي الحجة، ١٤ كانون الأول.

من كتبه: القانون البترولي وسيادة الدول المنتجة (مع آخرين)، نفضة العالم العربي (مع آخرين)، الصناعة العربية في عالم متغير، علاقة الطاقة بالصناعة في الاقتصادات العربية، اقتصاد الانتفاضة الوطنية في الضفة الغربية وقطاع غزة، نقد الوصاية والتغريب في مشروع الشرق الأوسط الكبير، العولمة ومناهضة العولمة (مع ألمر ألتفاتر)(٢).

في الجامعات المكسيكية ندوة أكاديمية

 <sup>(</sup>۲) موقع أجراس العودة، سيريا نيوز (استفيد منه في شهر
 ذي الحجة ۱٤۲۸هـ)، الضاد (شباط ۲۰۰۸م) ص٣.

#### عصام السرطاوي (۱۳۵۲ – ۱۹۸۳ه = ۱۹۳۳ – ۱۹۸۳م) طبیب سیاسی دبلوماسی.



ولد في الضفة الغربية، ثم لجأ مع أسرته إلى العراق، والتحق بجامعة بغداد لدراسة الطب، وأثناءها بدأ العمل السياسي، فانضم إلى حركة القوميين العرب، ثم شارك في انتفاضة الموصل عام ١٩٥٩م ضدَّ عبدالكريم قاسم، فسجن لمدة عام. سافر إلى الولايات المتحدة للتخصص في الطبّ والحراحة. وبعد انطلاقة العمل الفلسطيني المسلح أنشأ الهيئة العامة لدعم الثورة الفلسطينية، ثم انضم إلى جهاز الخدمات الطبية في حركة فتح. أسَّس تنظيمًا يضمُّ عددًا من الفلسطينيين الذين عرفهم في العراق، واستمرَّ في ذلك التنظيم حتى عام ١٣٩١هـ (١٩٧١م)، وأصبح مستشارًا لرئيس منظمة التحرير الفلسطينية للشؤون الخارجية، إضافة إلى عضويته في الجلس الوطني الفلسطيني والمحلس الثوري لحركة فتح. وسعى إلى عقد لقاءات بين فلسطينيين وشخصيات إسرائيلية على الرغم من المعارضة الشديدة التي لقيتها تلك الخطوة، واستطاع أن يعقد اللقاء الأول عام ١٩٧٦م في باريس (١٣٩٦هـ). ذهب إلى البرتغال لتمثيل منظمة التحرير في مؤتمر الاشتراكية الدولية الذي عُقد في لشبونة وسط معارضة شديدة من بعض المنظمات الفلسطينية. وفي الأول من شهر ذي القعدة، ١٠ نيسان (أبريل) اغتيل في

أحد فنادق جنوب البرتغال(١).

عصام سعید النمر (۱۳۶۶ – ۱۶۲۱ه = ۱۹۲۱ – ۲۰۰۰م) مهندس فضاء.



ولد في جنين بفلسطين. تخرَّج في كلية النجاح الوطنية بتفوق، ثم حصل على إجازة في علوم الهندسة من جامعة ولاية يوتا، ثم دكتوراه في حساب الكميات من جامعة نيويورك. عمل مهندس تطوير في شركة أنترناشونال بشيكاغو، وطوّر آلات الاحتراق الداخلي مما أهله للالتحاق بصناعة الفضاء، كما عمل في شركة «روكيت دين» وهي أكبر شركة صانعة لمحركات الصواريخ بكاليفورنيا، ثم التحق بمركز الفضاء في هيوستن، وتولَّى مجموعة الاختبار للمركبة القمرية، ومهمتها كيفية طيران المركبة في الفضاء وإنزالها على سطح القمر، وقد سلَّم رواد الفضاء حجرًا صغيرًا كتب عليه «مدينة جنين» ووضع على سطح القمر. وكان ضمن القلة القليلة الذين يعطون الإشارة النهائية لإطلاق مركبات الفضاء. توفي يوم ١٠ جمادي الآخرة، ١٦ يوليه (٢).



عصام سعيد النمر.. كان يعطي الإشارة الأخيرة لإطلاق مركبات الفضاء

عصام شریف التکریتی (۱۳۹۲ - ۱۹۲۷ه = ۱۹۹۲ - ۲۰۰۳م) (تکملة معجم المؤلفین)

#### عصام صباح السعید (۱۳۵۷ – ۱۶۰۸ه ؟ = ۱۹۳۸ – ۱۹۸۸م) مهندس معماري، فنان تشکیلي.

ولد في بغداد. تخرَّج مهندسًا معماريًا في جامعة كمبردج البريطانية، حفيد رئيس الوزراء نوري السعيد، عاش في لندن، ولم يمنحه العراق جنسيته. وكان فنانًا تشكيليًا أيضًا، وله لوحات فنية في موقعه باللغة الإنجليزية، فقد درس الفن في كلية هامر سميث للفنون والتصميم بلندن، ولم تكتمل رسالته العلمية في العمارة الإسلامية. ويتمثل فنه في شكل الرسم والنحت والطباعة والخط والتصميم المعماري، وتصميم الأثاث والديكور وغيرها من المشاريع، التي تظهر تعبيره عن الهوية الثقافية الإسلامية، وأعماله الفنية معروضة في مجموعات عامة وخاصة في أنحاء العالم، بما في ذلك المتحف البريطاني ومتحف فكتوريا، ومتحف الفرِّ الحديث بنيويورك.

وله كتب في محال الفكر والعمارة والفنون، ورسالة في الدكتوراه التي لم تتم في منهج التناسب الهندسي في العمارة الإسلامية<sup>(7)</sup>.

 (٣) الدستور (الأردن) ۲۰۱۲/٤/۱۶، م، الحوار المتمدن ع-۲۷۳ (۲۲/۲/۹۰۲م).

<sup>(</sup>١) أعلام في دائرة الاغتيال ص١٦١.

<sup>(</sup>٢) موقع الصوت الحر، موقع فتح (١٦/٧/١٦).

#### عصام صدقي العمد (۱۳٤٧ - ۱۳۶۱ه = ۱۹۲۸ - ۲۰۱۳م) طبیب شاعر.



من مواليد نابلس. تخرَّج في كلية الطبِّ يجامعة الإسكندرية، وتخصّص في طبّ الأطفال بجامعة جلاسكو البريطانية، ونال دبلومًا عاليًا في طبِّ المناطق الحارة من ليفربول. عاد وعمل طبيبًا مسؤولًا بالكويت، وبعد الغزو العراقي لها سكن الأردن، ونشط فيها طبيبًا ونقابيًا، أسَّس وترأس جمعية الأطباء الأردنيين عام ١٤١٠هـ، كما ترأس اللجنة الثقافية في جمعية عيبال بالأردن، وأسَّس أسبوع نابلس الثقافي في عيبال، وأنشأ مع آخرين صندوق التكافل الجماعي للأطباء البشريين تحت مظلة نقابة الأطباء، وترأس إدارته، وشارك في نشاطات جمعية تعريب العلوم الطبية التابعة للنقابة، وانضمَّ إلى عضوية اتحاد الكتّاب والأدباء الأردنيين، وكان لمدة بقائه في مصر تأثير على شعره، وتغنّى بوطنه، وضعف سمعه وبصره إثر حادث مروري وهو يقارب الثمانين من العمر، وتقوّى بإيمانه بقضاء الله وقدره كما قال. توفي يوم الاثنين الأول من شهر رمضان، ٨ تموز (يوليو).

له ديوان (وجدانيات) صدر في ستة أجزاء، لكل جزء عنوان، هي: الحبُّ والجمال، آلام وآمال، حصاد السنين، آهات السنين، ترانيم شاعر، طيف الذكريات(۱).

(١) صفحة على الشبكة العالمية للمعلومات بعنوان:

#### عصام ضامن شمص (۱۳۷۳ - ۱٤۱۰ه = ۱۹۵۳ - ۱۹۸۹م) (تکملة معجم المؤلفين)

عصام طانیوس حداد (۱۳۹۲ - ۱۳۳۲ه = ۱۹۶۳ - ۲۰۱۳م) شاعر أدیب.



من مواليد عين كفّاع في قضاء جبيل بلينان. حاز شهادة الماجستير في الأدب العربي من الجامعة اللبنانية، والدكتوراه من جامعة السوربون في فرنسا. محاضر في لبنان والخارج، أستاذ في الجامعة اللبنانية، مؤسِّس مجلة بيبلوس، ومعهد الأبجدية في حبيل، ودار نشر، شارك في مؤتمرات فكرية، وكتب في صحف ومجلات عربية، نظم الشعر وهو فتى، وأجاد عدة لغات، وكتب بالعامية والفصحي، وغنيت قصائد له وتُرجمت، وحصَّل جوائز، ومُنح رقمًا بطريركيًا. توفي في ٣٠ جمادي الآخرة، ٣٠ نيسان (أبريل). دواوينه: جداول الفيروز، من جراحي، أعياد الجمال، مهد الآلهة، أرض الفداء، مناجم وأجراء، صراخ في الضباب، أناشيد الروح، مرايا السماء، حنظة المحتارين. وله أيضًا: معالم النهضة اللبنانية، حواطر في الوطنية: جمار الخطايا، عصام حداد على ريشة أهل الكلمة (٢ج). وغيرها المذكورة

(۱۳۴۸ – ۱۳۲۱ه = ۱۹۲۹ – ۲۰۰۲م) عالم مؤرِّخ، کاتب إسلامي.

عصام عباس = عصام ناجي عباس

عصام عبد على

(۱۳۵٤ - ۱۹۹۰هـ؟ = ۱۹۳۵ - ۱۹۹۹م) (تكملة معجم المؤلفين)

عصام عبدالغنى الرافعي



ولد في طرابلس الشام، من أسرة الرافعيين الذين أثروا البلد بالعديد من الرجال الناهين في الأدب والدين والسياسة والقضاء. تولى وظائف أبيه بعد وفاته، منها إمامة جامع المنصوري الكبير لصلاة الفجر، والتدريس والخطابة في المدرسة الحجيجية، والتدريس في الجامع الأول قبل صلاة الجمعة من كل أسبوع، ولم ينقطع عن ذلك إلا يوم الجمعة الأخير السابق لوفاته. وكان من الرعيل الأول العاملين في الحقل الإسلامي، عضوًا عاملًا في أكثر من جمعية إسلامية، منها جمعية التوجيه الإسلامي. ساند إنشاء محلة «التقوى» الشهرية التي تصدر في طرابلس بما أوتى من علم ونشاط، وبقى كاتبًا مستديمًا بها مدة (٢٣) عامًا، يكتب سلسة «أعلام طرابلس الفيحاء»، الأحياء منهم والأموات، ممن أثروا الحياة العلمية والدينية والثقافية والاجتماعية، وبلغ عددهم أكثر من (١٠٠) علم، كان هو

(متحف الدكتور عصام حداد)، معجم البابطين للشعراء العرب، قرى ومدن لبنان ٢٠٥/٨.

(٢) صفحة عنه على الشبكة العالمية للمعلومات بعنوان

المغفور له الدكتور عصام صدقي العمد، وفيها نبذة عن حياته بقلمه، موقع وزارة الثقافة الأردنية (إثر وفاته)، موقع

في (تكملة معجم المؤلفين)(٢).

ملتقى أجراس العودة ٢٠٠٩/٨/٣٠م.

ولادته في جديدة مرجعيون بلبنان. حصل

على دبلوم من معهد الدراسات العليا

بباريس، عمل في الصحافة منذ سنة

۱۳۷۹هـ (۱۹۰۹م)، واشتغل (۳۰)

عامًا مسؤولًا عن الصفحة الثقافية بجريدة

النهار، كما درَّس مادة التأليف المسرحي

في الجامعة، وكان حداثيًا بالمقام الأول،

متأثرًا بالمسرح الغربي تأثرًا شديدًا، وبمواقف من التراث الإسلامي، كتاريخ الشيعة

وعاشورائها. زار بلدانًا عربية وأوروبية.

a li X vei

مرجعها الوحيد في معظمها، وقد استفدت منها لكتابي هذا وغيره، فجزاه الله حيرًا. كما حرَّر بابه الشهير الذي يردُّ فيه على أسئلة المستفتين التي كانت تأتيه من أنحاء العالم الإسلامي، فيتلقفها ويغوص في بطون الكتب باحثًا منقبًا متحريًا الدقة والوضوح في الإجابة، مع حرصه على التيسير، وهو أعقد باب في الجلات، لا يقدر على الإجابة عليها إلا من بلغ درجة الاجتهاد. فقد كان عالما واسع الاطلاع، أحبَّ الصالحين وكتب عنهم، ولازم العلماء وأخذ منهم، منذ نشأته إلى حين وفاته. طوَّافًا في المساجد، يلقى الدروس والمواعظ، ويعقد الحلقات والندوات، ويجالس البسطاء والشباب، يعلمهم أمور دينهم، ويرقق قلوبهم، بل يمشى في الأسواق مذكرًا هذا وناصحًا ذاك، فكان شعلة نشاط وحركة دائمة. وكان كريم الخلق، ألفًا مألوفًا، أنيس المعشر، قريبًا إلى النفس وداعة ورقة، عفَّ اللسان، لا يجرح أحدً. ينأى عن الخصومة، ويرعى حق الصحبة، متواضعًا، لا يتكلف ولا يتصنع، يصدع بالحقّ، متخلقًا بأخلاق العلماء والصالحين، قنوعًا، لا يبتغى جاهًا ولا وجاهة، معترًا بدينه، معجبًا بأعلام الأمة وحضارتها وتراثها، وكانت لديه مكتبة عامرة، فقد كان مولعًا بالمطالعة واقتناء الكتب، يسافر إلى مدن سورية لزيارة العلماء والاطلاع على الجديد من

عصام عبدالمسيح محفوظ (A071 - VY31a = PTP1 - F. . Ya) كاتب وناقد مسرحي.

المنشورات(١).

シレノして تبين سرة ~, (6) is his come you ر الما الما الما عصام محفوظ (خطه)



عصام عبدالمسيح محفوظ كان مسؤولًا عن الصفحة الثقافية بجريدة النهار (٣٠) عامًا

دواوينه: أشياء ميتة، أعشاب الصيف، السيف وبرج العذراء، الموت الأول.

مسرحیات: الزنزلخت، القتل، کارت بلانش، ١١ قضية ضدَّ الحرية، مسرحيات قصيرة.

كتب أخرى: سيناريو المسرح العربي في مائة عام، حوار مع رواد النهضة العربية، الإرهاب بين السلام والإسلام، حوار مع متمردي التراث. وغيرها مما أوردته له في (تكملة معجم المؤلفين)(٢).

# عصام عبدالهادي (۱۳۶۷ - ۱۳۶۶ه = ۱۹۲۸ - ۲۰۱۳م)

ناشطة نسائية قيادية.

أطلق عليها والدها اسم «فاطمة عصام» لكنها تخلت عن اسمها الأنثوي الأول، وأصرَّت عليه.

ولدت في مدينة نابلس، وحصلت على قسط من التعليم، شاركت في نشاطات اجتماعية وسياسية، وقادت مظاهرات واعتصامات نسائية ضدَّ الحتل، وألقت خطابات، فاعتقلت وعذّبت، وأبعدت إلى الأردن عام ١٣٨٩هـ (١٩٦٩م)، وعادت بعد سنوات، ورأست الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية، وكانت عضوًا في المحلس الوطني الفلسطيني، وغيره من المؤسّسات الفلسطينية، وتنقّلت بين عواصم عربية وأجنبية لشرح القضية الفلسطينية وحقوق المرأة، وشاركت في مؤتمرات وندوات ولقاءات، وركزت على «حرية» المرأة كما ينادي بها العلمانيون، وانتخبت نائبة لرئيسة الاتحاد النسائي الديمقراطي العالمي. توفيت في ۳۰ شوال، ۱۰ آب (أغسطس)(۳).

<sup>(</sup>٢) أعلام الأدب العربي المعاصر ٢/ ١١٧٦، أعلام العرب المبلعين ٣/ ١٧٨٠، الرياض ع ١٣٧٦٥ (٢/٢/٢١هـ). وخطه من معجم البابطين.

<sup>(</sup>٣) مما كتبته عالية كريم في مجلة (معكم) الإلكترونية (شوال

#### عصام عریضة (۱۳۵۸-۱۳۷۸ه = ۱۹۳۹ - ۲۰۰۷م) مستشار، کاتب.



من عجلون بالأردن. شغل العديد من المناصب الحكومية، منها كونه أمينًا عامًا لوزارة الشباب، ومستشارًا برئاسة الوزراء، ومديرًا عامًا للمركز الثقافي الملكي، مع عدد من المناصب الإعلامية، منها: إدارة الإذاعة الأردنية، ورئاسة تحرير جريدة الشعب، إضافة إلى إدارته مدينة الحسين للشباب عشرين عاماً، ورئاسة تحرير مجلة الشباب، الصادرة عن وزارة الشباب.

وصدرت له كتب، منها: همسات، أم الشهيد (قصص)، روح القلوب، وصفي التل: السجل المصور، الملكة زين الشرف (۱).

#### عصام علي الجمبلاطي (١٣٦٠ - ١٤١٩هـ = ١٩٤١ - ١٩٩٩م)

كاتب حوار ومسرحيات.

من مصر. حصل على إجازة في الحقوق، وبدأ حياته بالانضمام إلى فريق التمثيل بالجامعة، وعمل حتى وفاته موظفًا بدرجة وكيل وزارة في شركة لأعمال الإسمنت المسلح. مات في ٢٣ ذي القعدة، ١٠ آذار (مارس).

(١) وَكَالَةَ الْأَنْبَاءِ الْأُردَنِيةَ بِتُوا (جمادي الآخرة ١٤٢٩هـ)، الدستور ٢٠١١/١٠/٣، ورسمه من موقع عمون.

قدَّم للتلفزيون مسلسلات عديدة، منها عصر الحب ، وسور الأزبكية. وكتب للسينما سيناريوهات أفلام، وللمسرح أيضًا.

فكتب مسرحيات: عبود عبدو عبود، الصول والحرامي.

وللسينما أفلام: أسوار المدابغ، دنيا الله، التوت والنبوت، الفريسة، فقراء لكن سعداء، عصر الحب، مراهقون ومراهقات، السجينة ٦٧، شفاه غليظة... (٢).

# عصام غالب أبو عجيب (١٣٦٥ - ١٤٢١ه = ١٩٤٥ - ٢٠٠٠م)



من بلدة القدموس بسورية، من الشيعة. حائز على إجازتين جامعيتين. نظم الشعر، وأبلى وأحب الموسيقى، عمل في الجيش، وأبلى بلاءً حسنًا في حرب تشرين ١٩٧٣م، وكان رئيسًا لأركان فرقة الدفاع الجوي المسؤولة عن حماية سماء جنوب سورية حين اعتقل بأمر من حافظ الأسد، واشتهر بمنصبه ضابط صواريخ الدفاع الجوي، وحمل ضابط صواريخ الدفاع الجوي، وحمل طائرة إسرائيلية في حرب تشرين حسب إحصاء الخبراء السوفييت، و(٢١) طائرة حسب إحصاءات الجيش السوري، وكان برتبة عميد، وقد شجن عام ١٤١٢هـ

(۲) (( الأهرام ۱۱/۲۳/۱۱/۲۳هـ، أهل الفن ص٥٥، ٩٧٠.

عصام القاضي (۱۳۵۷ – ۱۹۳۸ هـ = ۱۹۳۸ – ۲۰۰۲م) حزبی مناضل.

(۱۹۹۲م) وأطلق سراحه بعد ثلاث

سنوات لوضعه الصحي(١).

ولد في مدينة صفد، لجأ إلى دمشق إثر محازر الصهاينة في فلسطين عام ١٩٤٨م، وحصل على إجازة في اللغة الإنجليزية من جامعتها، شارك في تأسيس رابطة طلبة فلسطين ورأسها، والتحق بحزب البعث، وشارك في صفوفه بقوة، ورسَّخ قيادة حافظ الأسد بين صفوف الجالية الفلسطينية من البعثيين، مما أدى إلى ترقيته حتى صار عضوًا في القيادة القومية به، وأمينًا قطريًا للتنظيم الفلسطيني للحزب، ولما قُتل (زهير محسن) الأمين العام لمنظمة طلائع حرب التحرير الشعبية (قوات الصاعقة)، خلفه المترجم له عام ١٣٩٩هـ (١٩٧٩م)، وانتخب عضوًا في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية. ومات في ٢٢ جمادي الآخرة، ۱۸ تموز (يوليو) بدمشق(١).



عصام القاضي كان الأمين لقوات الصاعقة

عصام قصبجي (۱۳۲۸ - ۱۳۲۱ه = ۱۹۴۸ - ۲۰۱۰م) أديب ناقد.

<sup>(</sup>٣) موقع المحطة (٣٦٢هـ).

<sup>(</sup>٤) الموسوعة الحرة ٢٣/١٠/١٠/١م.





ولد في مدينة راوه بمحافظة الأنبار في العراق، حصل على الماجستير والدكتوراه في علوم الأرض (الجيولوجيا) من كلية العلوم بجامعة بغداد، وكان أول طالب يُمنح شهادة الدكتوراه من جامعة بغداد في هذا التخصص، نشأ في بيئة دينية، فكان والده عالمًا، وأخوه أحمد رئيسًا لاتحاد المنظمات الإسلامية في أوربا. نشط في محال الدعوة بأوساط طلاب الجامعة في ظروف صعبة كانت تحوط بالحركة الإسلامية في حينها، فاعتُقل عام ١٤٠٥ه، وحُكم عليه وعلى زملائه بالإعدام بتهمة المشاركة في تنظيم سري، ثم خفّفت إلى السجن المؤبد، وأُفرج عنهم بعد عامين في عفو عام. درَّس في جامعة صلاح الدين علم الصخور الرسوبية وبصرية المعادن، وكذلك في جامعة بغداد، وجامعة سبها بليبيا، وعمل مشرفًا تُقافيًا وتربويًا لدار السلام في إستانبول بتركيا. بني علاقات وثيقة مع الحركة الإسلامية بكل اتجاهاتها، وبعد احتلال العراق من قبل أمريكا انضم إلى هيئة علماء المسلمين، وكان عضوًا في أمانتها العامة، ومسؤول القسم المهنى في الهيئة، رئيس رابطة المدرِّسين العراقيين. ومن أشهر الذين تصدُّوا لعمليات التصفية التي استهدفت الكفاءات العلمية عند الاحتلال الأمريكي للعراق، ووثق جرائم الاحتلال، وكانت

له أحاديث ولقاءات كثيرة في القنوات الفضائية. قُتل يوم الاثنين ٨ شوال، ٣٠ تشرين الأول (أكتوبر)(٢٠).

#### عصام محمد أمين حلمي (۰۰۰ – ۱٤۲۳ه؟ = ۰۰۰ – ۲۰۰۲م)

باحث رياضي.

من مصر. حصل على الدكتوراه من كلية الرياضية الرياضية بالإسكندرية عام ١٣٩٩ه، ثم أستاذ في الكلية نفسها، ورئيس قسم تدريب الرياضات المائية للبنين، أستاذ في كلية التربية بجامعة الملك سعود في الرياض. كتب في الطبّ الرياضي والتدريب وتحليلات علمية رياضية.

من مؤلفاته: دراسة مقارنة بين سباحي المسافات الطويلة والقصيرة في بعض الخصائص البيولوجية (رسالة ماجستير)، دراسة مقارنة لأثر بعض الرياضات المائية على إنزيمات مصل الدم «السيرم» (رسالة متوراه)، بيولوجيا الرياضة والتدريب (مع سلمي نصار وزكي درويش)، تدريب السباحة بين النظرية والتطبيق، الطب الرياضي والتمرينات العلاجية في الماء (مع أسامة رياض)، الصحة واللياقة وضبط الوزن، التدريب الرياضي: أسس – مناهج الوزن، التدريب الرياضي: أسس – مناهج بيولوجيا تدريب السباحة، دراسات علمية ولوعملية) في البيوميكانيك، اتجاهات حديثة في تدريب السباحة وتخطيط البرامج.

#### عصام محمد الشريف (۱۳۷٤ - ۱۲۲۱ه = ۱۹۵۶ - ۲۰۰۰م)

داعية وكاتب تربوي إسلامي.

من مصر. عمل مدرّسًا للغة الألمانية، ونشط في الدعوة إلى الله وإلقاء الدروس،

(۲) الحياة ع ١٥٩١٥ (٩/١٢٢/١٨هـ)، إخوان ويكي نقلًا عن جريدة التجديد (استفيد منه في ١٤٣٢/٦/٨). (۱) موقع اكتشف سورية (آذار ۲۰۱۰م)، ومثله في موقع رابطة أدباء الشام، صحيفة الجماهير ۲۰۱۲/۲/۱ م، موقع الأستاذ أكرم عتو.

من مواليد حلب. نال شهادة الماجستير

فالدكتوراه من كلية الآداب بجامعة القاهرة.

ثم كان أستاذًا في كلية الآداب بجامعة حلب،

وعميدًا للكلية، ورئيسًا لتحرير (محلة بحوث

جامعة حلب)، وأعير إلى السعودية فكان

أستاذًا بجامعة الإمام فرع أبحا لمدة خمس

سنوات، وشارك في ندوات ومؤتمرات محلية

وعربية ودولية، وألقى محاضرات في جامعة

ليون الثانية، ودرَّس في دبلوم الدراسات

العليا. وقد اختص بالأدب الجاهلي،

والأندلسي، والنقد. وكان يعني بالدراسات

النفسية والحمالية والفلسفية. نشر بحوثًا،

وأشرف على رسائل جامعية عديدة، نحو

۳۰ رسالة دكتوراه، و٤٠ رسالة ماجستير.

وتوفي بحلب يوم الأحد ٢٢ ربيع الأول،

طبع له من الكتب: لسان الدين بن

الخطيب: حياته - فكره - شعره، أصول

النقد العربي القديم، مدخل إلى النقد

القديم، اللامكان الذي فيه نور الله، فلسفة

ورسالته في الماجستير: النزعة الصوفية في

والدكتوراه: نظرية المحاكاة في النقد العربي

الفنّ في الحضارة الإسلامية.

أدب لسان الدين بن الخطيب.

القديم بين النظرية والتطبيق(١).

٧ آذار،

وابتلي لأجل ذلك فصبر واحتسب، وتربًى على يديه الكثير من شباب الإسلام، وكان يركِّز على الإصلاح في البيت أولًا، وخاصة الزوج والزوجة، وعلى قضايا الحجاب والالتزام، والعقيدة، ويحنِّر من الشرك ومن موالاة الكافرين، ومن مفاسد وسائل الإعلام، ومن الربا والمعاملات الفاسدة، ويذكّر بالموت والدار الآخرة، ويصلح بين المسلمين ويحلُّ مشكلاقم، ويسعى في قضاء حوائحهم، وكان محبًا لأهل العلم والدعاة إلى الله تعالى، مقدِّرًا لجهودهم، والدعاة إلى الله تعالى، مقدِّرًا لجهودهم، عترفًا بفضلهم، منكرًا على من يبخسهم حقّهم. توفي يوم الجمعة ١٦ محرم، ٢٤ شباط (فيراير).

وله مؤلفات تربوية إسلامية عديدة، وكلها مطبوعة، منها: الجامع الصحيح من أحاديث النساء، الجسرات في ذمّ المنكرات، دروس تربوية للمرأة المسلمة من خلال مواقف نسائية خالدة، صورة البيت المسلمات، المحاكسات النافعات للأخوات المسلمات، مواقف نسائية خالدة: دروس وعبر، النساء أكثر أهل النار: الأسباب وطرق النجاة، هذا هو زوجي، هذه هي زوجتي، مجالس النساء في الميزان، ذات الهمّة، المسلمة النوجات، النبي صلى الله عليه وسلم مع زوجاته، قصص نسائية خالدة، أم سلمة زوجاته، قصص نسائية خالدة، أم سلمة قدوة تربوية للمرأة المسلمة (۱).



(١) ثما كتبه محمود عبدالسلام في صفحة خاصة بالمترجم له
 على الشبكة العالمية (استفيد منه في ربيع الأول ٤٣٢ ١هـ).

عصام محمد الشنطي (۱۳٤٧ - ۱۳۲۷ه = ۱۹۲۹ - ۲۰۱۲م) کاتب وباحث مکتبي تراثي.



ولادته في قلقيلية بفلسطين، توجَّه إلى القاهرة في عام النكبة وتخرَّج في قسم اللغة العربية بكلية الآداب بجامعتها، والتقي بأعلام الأدب والفكر هناك، وتأثر بأسلوب أستاذه شوقى ضيف في البحث والتأليف، عمل في وزارة الشؤون الاجتماعية الأردنية ببيت المقدس، ثم درَّس في معهد المعلمين بطرابلس الغرب، ونال دبلوم الدراسات العليا من معهد البحوث والدراسات العربية بالقاهرة، وأتيح له منذ عام ١٣٨٧ه أن يعمل في معهد المخطوطات العربية التابع لجامعة الدول العربية، فتفرّع لهذا التخصص، ونقّب عن المخطوطات العربية، وزار دولًا عديدة لأجل ذلك، وتعرَّف على مراكز المخطوطات في البلاد العربية والعالم والمشرفين عليها، وشارك في دورات تدريبية وحلقات وندوات ومؤتمرات ولجان في عواصم عربية، وكلها حول تراث المسلمين ومشكلات المخطوطات العربية، والاشتغال بما وترميمها وفهرستها، وتحقيق النصوص ونشرهاء وألقى محاضرات لأجل ذلك، وقدَّم أوراق عمل واقتراحات ومنشورات وتوصيات مدروسة فيهاء وانتهى عمله مديرًا لمعهد المخطوطات حتى عام ١٤٠٩هـ، وبقى عضوًا في مجلسه الاستشاري، خبيرًا مستمرًا في عطائه. توفي يوم السبت ١٨ محرم، الأول من شهر كانون الأول (ديسمبر) بالإسماعيلية في

وقد كتب في اللغة والنقد والتراث الإسلامي وفهرسة المخطوطات وشخصيات فلسطينية وتراثية وغيرها، وبلغت إنجازاته العلمية (٩٨) عملًا بين كتاب وبحث ومقالة.

من عناوين كتبه: أدوات تحقيق النصوص، الجامع في العسل الموسوم بكتاب ترقيق الأسل لتصفيق العسل للفيروزابادي (تحقيق مع أحمد سليم غانم)، الجمالية والواقعية في نقدنا الأدبي الحديث، حليل السكاكيني اللغوى، فهرس المخطوطات المصورة [بمعهد المخطوطات العربية] منفردًا ومع آخرين، وهو أجزاء: الأدب، الفلك - التنجيم -الميقات - الجغرافيا والبلدان - السياسة والاجتماع - التاريخ - اللغة - النحو، القدس: معرفة في سبيل التحرير (مع آخرين)، المخطوطات العربية التي صوَّرها المعهد من دار المخطوطات في صنعاء، المخطوطات العربية في يوغسلافيا: تقرير عن المخطوطات العربية في مدينة سراييفو خاصة. وله آثار أخرى كأنها نشرات أو فصول من كتب، ولم أتأكد من بعضها فلم أوردها(٢).

عصام موسى ماشة (۲۰۰۰ - ۱۶۳۷ه = ۲۰۰۰ – ۲۰۱۱م) (تكملة معجم المؤلفين)

عصام ناجي سيسالم (۱۳٤٨ – ۱۹۳۰ه = ۱۹۳۰ – ۲۰۰۹م) باحث في التاريخ الإسلامي.



(۲) موسوعة أعلام فلسطين ۲۹۷/۵ موقع الألوكة
 (۲) موسوعة أعالم فلسطين ۲۹۷/۵

حصل على الدكتوراه في التاريخ الإسلامي

والحضارة الإسلامية من كلية الآداب بجامعة

القاهرة، أستاذ التاريخ في جامعات أسيوط

والأزهر وعين شمس والقاهرة. حاضر زائرًا

ومنتدبًا ومعارًا في جامعات السعودية

والسودان وصنعاء والجزائر وليبيا والمغرب.

اشترك في مؤتمرات دولية بمصر وخارجها.

وذكر في ترجمته لنفسه أنه «أثرى المكتبة

العربية بالعديد من المؤلفات التي نالت

تقدير الهيئات العلمية؛ لأنما كشفت

الغموض عن جوانب لم تدرس في التاريخ

الإسلامي تفصيلًا، مثل تاريخ اليمن،

وتاريخ أفغانستان، وتاريخ الهند، وتاريخ

من مؤلفاته: بلاد الهند في العصر الإسلامي:

منذ فجر الإسلام حتى الغزو التيموري، تاريخ

الفكر الإسلامي، معالم وتاريخ وحضارة

الإسلام من البعثة النبوية حتى سقوط

الدولة العثمانية، تاريخ المغرب والأندلس، دراسات في تاريخ الدولة العباسية، دراسات

في تاريخ المغرب والأندلس، الدول المستقلة

وسط آسيا».

من مواليد مدينة غزة. من سلالة أشراف المغرب الأدارسة الحسنيين. حصل على إجازة في الحقوق من جامعة دمشق، ودكتوراه في التاريخ من جامعة الأزهر، درّس التاريخ، وتنقل في مسيرته العلمية في عدة دول، كالسعودية والكويت وسوريا وإسبانيا، وأشرف على العديد من الدراسات في الجامعات الفلسطينية، وانتهى رئيسًا لمجلس أمناء جامعة فلسطين منذ سنة ٢٤١٩ه، ولعله كان عضوًا في منذ سنة ٢٤١٩ه، ولعله كان عضوًا في حركة الجهاد الإسلامي. توفي يوم الاثنين حركة الجهاد الإسلامي. توفي يوم الاثنين له العديد من البحوث والدراسات الأدبية في المجلات المتخصصة.

ومن كتبه: جزر الأندلس المنسية: التاريخ الإسلامي لجزر البليار ٨٩ – ٩٨٥هـ، الإسلامية عاضرات في تاريخ الدويلات الإسلامية لواء غزة في العهد العثماني (مع زكريا السنوار)، تاريخ فلسطين أواسط العصر العثماني. وله آثار علمية أخرى لم أعرف كتبها من بحوثها أوردتما في ترجمته في ركملة معجم المؤلفين) (١٠).

عصام ناجي عباس (۱۳۷۳ - ۱۶۳۶ه = ۱۹۵۳ - ۲۰۱۳م) (تکملة معجم المؤلفين)

عصام نور الدين العباسي (١٣٤٣ - ١٤٠٩ ه = ١٩٢٤ - ١٩٨٩م) صحفى أديب، شاعر شيوعي.

(١) الوعي الإسلامي ع ٥٢٧ (٢٠٠٩/٩/٧)، أعلام من

جيل الرواد ص ٣٦٤، موقع دنيا الوطن ٢٠٠٩/٤/٢١م،

شبكة الجامعة الإسلامية (إثر وفاته).

أستاذ التاريخ.

(۲) موسوعة كتاب فلسطين في القرن العشرين ص.١

 (۲) موسوعة كتاب فلسطين في القرن العشرين ص٣٠١،
 عالم الكتب مج ١٠ ع ٤ (ربيع الآخر ١٤١٠هـ)، شعراء فلسطين في القرن العشرين ص٣٤١.



ولد في بيروت. ابن عائلة «العباسي» الصفدية، التي اشتهرت بإنجاب العديد من العلماء والفقهاء، وكان والده علمًا من أعلام التربية والتعليم بفلسطين. أتمَّ تعليمه في حيفا، وبدأ نشاطه الأدبي في سنّ مبكرة، فكان المحرر الأول في جريدة فلسطين، ومدير مكتبها في يافا، وعمل في صحف: المهماز، والاتحاد، والجديد، والغد، حتى سنة ١٣٩٧هـ. انتقل للإقامة في القدس، وعمل في جمعية الدراسات العربية، وتابع نشاطه الأدبي والثقافي في القدس، ويافا، فكان محررًا في مجلة ٤٨ الفصلية التي أصدرها اتحاد الكتاب العرب في الداخل، وانضم إلى عصبة التحرر الوطني والحزب الشيوعي في فلسطين، وكتب العديد من المقالات والدراسات. ومات في حيفا يوم الأربعاء ١١ ذي القعدة، ١٤ حزيران. مُنح اسمه وسام القدس عام ١٤١٠هـ. وله: لهيب القصيد (ديوان شعر)(٢).

عصام الدین حوّاس (۱۰۰۰ – ۱٤۲۹ه = ۲۰۰۰ – ۲۰۰۸م) (تکملة معجم المؤلفین)

عصام الدين عبدالرؤوف الفقي (۲۰۰۰ – ۱٤۲۸ه = ۰۰۰ – ۲۰۰۷م)

البحوث والدراسات في تاريخ الإسلام

في الشرق الإسلامي: منذ مستهل العصر العباسي حتى الغزو المغولي، اليمن في ظل الإسلام منذ فجره حتى قيام دولة بني رسول، تاريخ الإسلام في العصر التركي، الحواضر الإسلامية الكبرى، بلاد الجزيرة في أواخر العصر العباسي، بلاد المند في العصر الإسلامي، الدولة العباسية، الدولة الإسلامية وحضارتها، شارك في إعداد أطلس العالم الإسلامي، وله العديد من أطلس العالم الإسلامي، وله العديد من

وحضارته(١).

عصام الدين بن عبدالعزيز جلال (١٣٤٠ - ١٣٤٣ه = ١٩٢١ - ٢٠١٢م) طبيب، تنموي.



من طنطا بمصر. التحق بكلية طبّ القصر العيني، أتم دراسة الدكتوراه في الطبّ من جامعة أدنبره الأسكتلندية، واهتمَّ بالحركة الوطنية، حتى أطلق عليه «المعلم»، وناهض اليسار، الذي رأى دورًا لليهود في مسيرته وأفكاره.

أسّس ورأس جبهة الأحرار الديمقراطية لمقاومة الاحتلال البريطاني والإصلاح السياسي والاقتصادي، كما أسَّس ورأس اللجنة الوطنية للعمال والطلبة واللجان التنفيذية والوطنية، وأصدر محلة (البشير) لمهاجمة قانون المشبوهين السياسيين وتسلط السراي على السياسة المصرية، ورأس اتحاد الطلاب الأجانب بجامعات أسكتلندا. واعتقل في نشاطه السياسي. ثم كان رئيس قسم الفارماكولوجي بجامعة الأزهر، مؤسّس ورئيس الجمعية القومية للتنمية التكنولوجية، ورئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية للأدوية والعلاج التجريبي، والاتحاد الدولي للفارماكولوجي، وجمعية الغدد الصمّاء والسكر، مساعد السكرتير العام للأمم المتحدة للعلم والتكنولوجيا، وكيل أول وزارة الصحة، رئيس بجواش المصري والإفريقي، مؤسِّس الهيئة القومية للأبحاث والرقابة الدوائية، مستشار أكاديمية البحث العلمي.

 (١) ترجمته وعناوين بعض كتبه (التي ربما أوردها من الذاكرة، وليست دقيقة في ألفاظها) من كتابيه: معالم تاريخ... وتاريخ الفكر الإسلامي.

صاحب عيادة (استشاري) لأمراض الغدد الصمّاء والسكر، مؤسّس ورئيس اتحاد جمعيات السكر بمصر، وجمعيات علوم السمّيات المصرية، الرئيس والمتحدث الرئيسي في عشرات المؤقرات الدولية والإقليمية في تخصصات العلوم الطبية، والتافية، والعلومات، والتوازنات والاستراتيجيات والأمن. شبعت جنازته يوم الجمعة ١٦ ربيع الآخر، ٩ مارس.

له أكثر من (١٧٥) بحثًا منشورًا، إضافة إلى إشرافه على أكثر من (٧٠) رسالة علمية. ومن كتبه: مصر شعب ينهض (نشر في لندن باسم مستعار: أبو هاشم) (٢).

#### عصمت الحبروك = محمد عصمت عبدالحميد الحبروك

عصمت حسن زلفو (۱۳۲۱ - ۱۲۲۶ه = ۱۹۶۲ - ۲۰۰۳م) (تکملة معجم المؤلفين)

#### عصمت حسن محسن (١٣١٦ - ١٣٩٨ه = ١٨٩٨ - ١٩٧٧م) رحالة، باحثة في التاريخ.

من الإسكندرية. أمضت حياتها في الرحلات والأسفار حتى دُعيت ابنة بطوطة، وأمّ البحرية المصرية، فقد شاركت الملاحين ورجال البحر حياتهم. جمعت في قصرها بالإسكندرية مكتبة ثمينة تخصُّ التاريخ المصري والعربي، وأوصت بتحف قصرها إلى المتحف المصري. كتبت في عصرها إلى المتحف المصري. كتبت في

لها عدد من الكتب التاريخية، مثل: أحاديث تاريخية، من تاريخ هارون الرشيد والبرامكة، فينقية، بطولة قرصان، معركة نافارين، صفحات من تاريخ البحرية المصرية في عهد محمد علي (٣).

#### عصمت حمود (۰۰۰ - بعد ۱٤۱٤ه = ۰۰۰ - بعد ۱۹۹۳م) (تكملة معجم المؤلفين)

عصمت خلیل (۱۳۵۰ - ۱۹۰۱ه = ۱۹۳۱ - ۱۹۸۲م) (تکملة معجم المؤلفین)

عصمت السعيد = عصمت على فهمي

عصمت سيف الدولة (۱۳٤٢ – ۱۶۱٦ه = ۱۹۲۳ – ۱۹۹۲م) باحث ومفكر قومي اقتصادي.



ولد في قرية الهمامية بمركز البداري في محافظة أسيوط. حصل على دبلوم الدراسات العليا في الاقتصاد السياسي، ومثله في القانون الخاص، ثم ذكتوراه الدولة في القانون من جامعة باريس. عمل في المحاماة منذ تخرجه، وكتب في الصحف والمحلات العربية حول قضايا الوحدة العربية والفكر القومي والثورة العربية، والظاهرة الصهيونية، والعلاقة بين العربية والإسلام، ونظرية حدل الإنسان كأساس فلسفي لنظرية الثورة العربية. وقد

(٣) معجم أعلام النساء ص١٢٦، ١٠٠ شخصية نسائية مصرية ص٧٥ (بلون ذكر الوفاة)، وما كتبته خيرت السكندري في مجلة (أمواج) السكندرية ع٣ (يوليو ٢٠٠٠م)، وفيها وفاتحا ١٩٧٣م.

<sup>(</sup>٢) موقعه الشخصي ، الأهـــــــام ع ٥٧٥٠ ٢٠١٢/٣/٢١ هـ)، موقع طريق الأخبار ٢٠١٢/٣/٢١ هـ) نقلًا ثما كتبه محمد محمود الإمام في (الشروق). مع إضافات أولية.

قُبض عليه في أول حكم السادات، بتهمة التخطيط لإنشاء تنظيم قومي هدفه قلب أنظمة الحكم في العالم العربي، وسمِّي بعد ذلك به «تنظيم عصمت سيف الدولة». وقد تأثر بفترة التغيرات العالمية بعد الحرب العالمية الثانية، وانتشار الأفكار القومية، وألَّف كتاب «جدل الإنسان» في مقابل وألَّف كتاب «جدل الماركس، واعتبر بمثابة الأساس النظري له «نظرية الثورة العربية»، وبثَّ فيه أفكارًا عن الحرية، وتطور وبثَّ فيه أفكارًا عن الحرية، وتطور وغاية التطور. توفي يوم السبت ١١ ذي وغاية التطور. توفي يوم السبت ١١ ذي

صدر فيه كتاب: من حملة مشاعل التقدم العربي عصمت سيف الدولة/ أحمد ثابت وآخرون.

مؤلفاته: عن العروبة والإسلام، الاستبداد الديمقراطي، هذه المعاهدة: رسالة إلى مجلس الشعب المصري حول معاهدة كامب ديفيد، التقدم على الطريق المسدود: رؤية قومية للمشكلة الفلسطينية، دفاع عن الشعب، هل كان عبدالناصر ديكتاتورًا؟، إعدام السجان، عن الناصريين وإليهم، أسس الاشتراكية العربية، نظرية الثورة العربية، الطريق إلى الديمقراطية، الدفاع عن ثورة مصر، وغيرها المذكورة في (تكملة معجم المؤلفين)(1).

عصمت عبدالفتاح عبدالقوي (۲۰۰۰ - ۲۰۰۰م) (تكملة معجم المؤلفين)

#### عصمت عبدالمجيد = أحمد عصمت عبدالمجيد

(۱) ريادة الفكر القومي العربي ص٣٦٥، من أعلام أسيوط ١٧٩/٢، موسوعة أعلام مصر ص٣٣٣، مجلة الشروق (الإمارات) ع ٤٨٠ (١٤٢٢/٤/٢)هـ) ص٣٦، موسوعة رحالات من بلاد العرب ص٤٢٥، شخصيات لها تاريخ ص٠٠١٠.

عصمت عبدالمجید بکر (۱۳۲۰ - ۱۹۲۰ه = ۱۹۴۰ - ۲۰۱۱م) باحث قانونی.



من مواليد كركوك، من أسرة تركمانية. حصل الماجستير والدكتوراه في القانون من جامعة بغداد، عمل باحثًا قانونيًا في وزارة العدل، ومديرًا لتحرير مجلة العدالة والوقائع العدلية، ومستشارًا في مجلس شورى الدولة، ورئيسًا له عام ٢٤٨٨ هـ. شارك في مؤتمرات وحلقات دراسية وندوات عربية ودولية، وكان عضوًا في هيئات تحرير مجلات قانونية، وفي لجان مهمة، وقوم رسائل علمية وبحوث ترقيات، وكتب أكثر من (٣٠) بحثًا، إضافة إلى محاضرات ومقالات وتقارير. توفي يوم الاثنين ٢٤ محرم، ١٩ أيلول.

له كتب في مباحث قانونية عديدة، بلغت (٢٦) كتابًا، منها: أصالة الفقه الإسلامي: دراسة في العلاقة بين الفقه الإسلامي والقوانين القديمة وأصالة المبادئ والنظم في الفقه الإسلامي، الحماية القانونية للملكية الفكرية (مع صبري حمد خاطر)، نظرية العقد في الفقه الإسلامي: دراسة مقارنة مع الفقه القانوني والقوانين المعاصرة، شرح قانون بيع وإيجار عقارات الحكومة، شرح قانون بيع وإيجار عقارات الحكومة، الأحكام القانونية لرعاية القاصرين، نظرية الطروف الطارئة ودور القاضي في تطبيقها، أثر النزعة الإجتماعية في تطور عقد الإيجار (ماجستير)، اختلال التوازن الاقتصادي للعقد ودور القاضي في معالجته (دكتوراه)، أحكام تخلية المأجور: دراسة في تطبيقات

قانون إيجار العقار، أصول البحث القانوني، شرح قانون تنظيم إيجار العقار رقم ٦٧ لسنة ١٩٧٣ م، وغيرها المذكورة في (تكملة معجم المؤلفين)(٢).

عصمت كتاني (۱۳٤٩ – ۲۲۱ هـ؟ = ۱۹۳۰ – ۲۰۰۱م) دبلوماسي.



نشأ في مدينة العمادية بالعراق. درس العلوم السياسية، انخرط في السلك الدبلوماسي منذ عام ١٣٧٢ه (١٩٥٢م). عمل سفيرًا ومحميًا لخمسة أمناء للأمم المتحدة. شخصيًا لخمسة أمناء للأمم المتحدة رئيس الجمعية العامة للمنظمة الدولية. الأوروبي في جنيف. رأس وفد العراق لدى المنظمة الدولية في نيويورك، ورأس المؤتمر المتحدة في حلّ مشكلات الصومال وغيرها المتحدة في حلّ مشكلات الصومال وغيرها من الدول?.

 <sup>(</sup>٢) موسوعة أعلام العراق ١٦٢/٢، معجم المؤلفين والكتاب العراقيين ٣٢٣/٥، موقع نظام الدين إبراهيم أوغلو
 (٣٢٣)هـ).

ر (٣) الموسوعة الكبرى لمشاهير الكرد ٣/ ٢٠٧ مع إضافات من الشبكة العالمية.



عصمت كتاني رأس الجمعية العامة للمنظمة الدولية

عصمت محسن = عصمت حسن محسن

عصمت محمد عبدالمقصود (۲۰۰۰ – ۱۹۲۹ه = ۲۰۰۰ م) (تكملة معجم المؤلفين)

عصمت والي (۲۰۰۰ – ۱٤۲٦ه = ۲۰۰۰ – ۲۰۰۰م) (تكملة معجم المؤلفين)

أبو العطاء الجلندهري ( ۱۳۹۷ ه = ۰۰۰ – ۱۹۷۷ م) (تكملة معجم المؤلفين)

عطا بن حمدي الأعظمي (١٣٣٧ - ١٤٠٣هـ = ١٩١٨ - ١٩٨٣م) (تكملة معجم المؤلفين)

عطا رفعت العبيدي (١٣٤٦ - ١٩١٩ه = ١٩٢٧ - ١٩٩٨م) (تكملة معجم المؤلفين)

عطاء الله أشرفي الأصفهاني (١٣١٨ - ١٤٢٠ه = ١٩٠٠ - ١٩٩٩م؟) (تكملة معجم المؤلفين)

عطا الله عبد أحمد المحيسن (١٣٦٢ - ١٤٠٧هـ = ١٩٤٣ - ١٩٨٧م) (تكملة معجم المؤلفين)

أبو عطايا = جمال عطايا أبو سمهدانة

عطفت مصباح شعبان (۱۳۲۸ - ۱۶۱۲ه = ۱۹۱۰ – ۱۹۹۲م)



من طرابلس الشام، تعلم في معهد الفرير، وتخصص في العلوم التجارية. مارس التجارة، وكان له سهم في عدد من الشركات الصناعية والتجارية. كما مارس المحاماة، وكتب في الصحافة، ونظم الشعر، وشارك في ندوات شعبية، وتبادل رسائل مع الشاعر عمر أبي ريشة.

له ملاحم ودواوين، ومما طبع له منها: ملحمة جهاد، فجر اليقين في الملحمة المحمدية الكبرى، ألحان الهوى (ح١)، بنات الرسوم والذكريات، صيحة الثأر. ومما بقي منها مخطوطًا: شمس بلا غروب: ملاحم لعبدالناصر، الحواد: ملاحم الشقيق الراحل، الشعبانيات، ألحان الهوى (ح

عطیات محمد البهي عطیات محمد البهي (۲۰۰۰ – ۲۰۲۹ه (تکملة معجم المؤلفین)

عطية جمعة هارون (١٣٥٣ – ١٤٢٧ه = ١٩٣٤ – ٢٠٠٦م) (تكملة معجم المؤلفين)

عطية حسن (۰۰۰ - ۱٤۲۷ه = ۰۰۰ - ۲۰۰۱م) محرر صحفي أديب.

(۱) قرى ومدن لبنان ٧/ ٣٦٣، معجم البابطين لشعراء العربية.

من مصر. محرر ثقافي في صحيفة «الأسبوع» المصرية، كتب في الأدب والأحوال الاجتماعية والعجائب. من كتبه: عالم عجيب وغريب (١٠ ج)، جرائم هزت العالم، فاسدون في السلطة، سحرة ومشعوذون، أشعار مقاتل (خ)، حاميها حراميها.



عطية صقر = عطية محمد صقر

عطية عبدالحي السوافيري (١٣٥٠ - ١٣٥٠ه = ١٩٣١ - ٢٠٠٤م؟) (تكملة معجم المؤلفين)

عطية عبدالرحمن (۲۰۱۰ – ۱٤٣٧ه = ۲۰۰۰ – ۲۰۱۱م) قائد من القاعدة.



شارك في الجهاد بأفغانستان ضدَّ الغزو السوفيتي وضدَّ الشيوعيين، والتحق بزعيم تنظيم القاعدة هناك أسامة بن لادن، وأدار العمليات اليومية للتنظيم بعد مقتل سعيد المصري، وأوفد من قبل القاعدة إلى إيران لتجنيد أشخاص وإجراء مفاوضات مع مجموعات إسلامية أحرى، وأصبح الرجل

الثاني في التنظيم بعد مقتل أسامة، وكان ذا خبرة في المتفجرات، وقدرات في التنظيم والتكتيك والسياسة والإدارة، ومحل ثقة فروع التنظيم، وكان يتحدّث نيابة عن ابن لادن والظواهري. قتلته القوات الأمريكية في وزيرستان الشمالية بباكستان يوم ٢٢ في رمضان، ٢٢ آب (أغسطس)(١).

عطية بن علي الجمري (١٣١٧ - ١٤٠١ه = ١٨٩٩ - ١٩٩١م) (تكملة معجم المؤلفين)

عطية قابل نصر (١٣٤٧ – ١٤٢٤ه = ١٩٢٨ – ٢٠٠٣م) مقرئ.

ولد في منية السيرج، في شبرا القاهرة. حصل على شهادة التخصص في القراءات من الأزهر، وعلى إجازة عالية في الدراسات الإسلامية والعربية. من شيوخه أحمد الزيات، عامر السيد عثمان، إبراهيم على السمنودي. درَّس في مدرسة بينبع في السعودية، وعاد ليدرِّس بمعهد طنطا الديني، ثم كان وكيلًا لمعهد القراءات بشبرا، ثم بالقاهرة، فشيخًا لمعهد القراءات بشبرا، ثم درَّس القراءات في قسم الدراسات القرآنية بالرياض. توفي في ٢٨ محرم.



عطية نصركان شيخ معهد القراءات بشبرا

له من الكتب: غاية المريد في علم التحويد، القبس الجامع لقراءة نافع من طريق الشاطبية. وكلاهما مطبوعان (٢).

(٢) إمتاع الفضلاء ٣/ ٢٦٦.

عطية متولي الفكَّ (۲۰۰۰ - ۲۲۲۱ه = ۲۰۰۰ - ۲۰۰۵م) (تكملة معجم المؤلفين)

عطية محمد الأقور (١٣٦٤ - ١٣٦١ه = ١٩٤٤ - ٢٠٠٠م) (تكملة معجم المؤلفين)

**عطية محمد سالم** (١٣٤٦ - ١٤٢٠ ه = ١٩٢٧ - ١٩٩٩م) عالم واعظ جليل.



ولادته في قرية المهدية بالمحافظة الشرقية في مصر، انتقل إلى المدينة المنورة منذ عام ١٣٦٤ه، بدأت دراسته العلمية في المسجد النبوي، فتتلمذ على مشايخ، وحصل على مؤهلات جامعية من كليتي الشريعة واللغة، ولازم الشيخ محمد الأمين الشنقيطي وانطبع ببعض خصائصه، ومن مشايخه أيضًا عبدالرحمن الإفريقي ومحمد الحركان. درَّس في المعهد العلمي بالأحساء، وفي كليتي الشريعة واللغة، والجامعة الإسلامية، والمعهد العالى للدعوة، كما درَّس في حلقات بالمسجد النبوي الشريف، وعمل قاضيًا منذ عام ١٣٨٤ه في المحكمة الكبرى بقضاء المدينة المنورة. وكان من اللجنة المستشارة في تأسيس الجامعة الإسلامية. وقد زرته مع جماعة في بيته فرأيت تواضعًا وأدبًا وأخلاقًا تليق بأكابر

العلماء، واستمعت إلى دروس له، سواء ما كان منها في المسجد النبوي، أو ما أذيع منها، فألفيتُ علمًا جمًّا، وتبحرًا في مسائل وفروع، مع حسن خطابة وبيان. وكذا هو في مؤلفاته القيمة؛ ولحت في بعضها شكواه من أطفال العلم الذين يتصدَّرون للفتوى دون خوف من الله وعاقبة الخطأ، ويرمون لا تنبئ عن علم وأدب. وقد تميز بسعة الأفق، ومراعاة أدب الخلاف، وحسن الظن اللسلمين، والسعي إلى جمع كلمة العاملين للإسلام، والتعاون معهم في خدمة الدين. توفي يوم الاثنين (٦) ربيع الآخر، الموافق لر ١٩) يوليو (تموز). رحمه الله.



عطية محمد سالم (خطه وتوقيعه)

نوقشت في جهوده التربوية رسالة ماجستير عنوانها: جهود الشيخ عطية محمد سالم التربوية وتطبيقاتها/ حمزة سلمان المعوفي (الجامة الإسلامية بالمدينة المنورة، ٢٩ اهـ).



الشيخ عطية محمد سالم كان أبرز مدرسي المسجد النبوي الشريف في وقته

ومن تآليفه: أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن/ محمد الأمين بن محمد المختار

<sup>(</sup>١) العربية نت ١٤٣٢/٩/٢٨ ه ومواقع أخرى.

الشنقيطي (ت ١٣٩٣هـ) (أكمله المترجم له من سورة الحشر إلى آخره)، آداب زيارة المسجد النبوي والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، تسهيل الوصول إلى فهم علم الأصول (بالاشتراك)، تعريف عام بعموميات الإسلام، زكاة الحلى على المذاهب الأربعة، مع الرسول صلى الله عليه وسلم في رمضان، أصول الخطابة والإنشاء، مع الرسول صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، السؤال والجواب في آيات الكتاب، التراويح: أكثر من ألف عام في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، نكاح المتعة عبر التاريخ، وصايا الرسول صلى الله عليه وسلم، عمل أهل المدينة، حكمة التشريع في تعدد الزوجات وتحديد النسل، مع المرضى في صبرهم وقدرهم وأجرهم وعيادتهم وتداويهم وعبادتهم، هداية المستفيد من كتاب التمهيد، الدماء في الإسلام (خرج الأحاديث صفوت حمودة حجازي، ثم رأيت الجزء الرابع منه بعنوان: موسوعة الدماء في الإسلام). ودرَّس الموطَّأ في المسجد النبوي الشريف مرتين، وسجلت في (٧٠٠) شريط موجودة بالمكتبة الصوتية في المسجد. وله كتب أخرى مطبوعة ومخطوطة أوردتما في (تكملة معجم المؤلفين). وقد صدر (محموع مؤلفات الشيخ محمد عطية سالم) عن دار الاستقامة بالمدينة المنورة، على ساكنها

أفضل الصلاة والسلام(١).

عطية محمد صقر (7771 - 7731 a = 3181 - 7 + + 74) عالم أزهري مجتهد.



ولد في بمناباي بمركز الزقازيق في مصر. حصل على العالمية مع إجازة الدعوة والإرشاد من كلية أصول الدين بالأزهر، عيِّن خطيبًا بالأوقاف، وواعظًا بالأزهر، ومفتشًا للوعظ، ومراقبًا عامًا للوعظ حتى أحيل إلى المعاش، ثم كان مستشارًا لوزير الأوقاف، عضو بالجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، عضو لجنة الفتوى بالأزهر، رئيس لجنة الفتوى بالأزهر، مدير مكتب شيخ الأزهر، أمين عام مساعد بمجمع البحوث الإسلامية، عضو اللجنة الدينية بمجلس الشعب. شارك في العديد من البرامج الدينية بالإذاعة والتلفزيون، وعقد ندوات في دور التعليم والجمعيات والمؤسّسات المختلفة، فكان حاضرًا مشاركًا في الحياة العلمية، وسافر في رحلات ومهمات رسمية إلى العديد من الدول الآسيوية والإفريقية والأوربية، وله مقالات في الصحف والجلات العربية والإسلامية، وعندما كان عضوا بمجلس الشعب شارك في إعداد ومراجعة القوانين والتشريعات المتعلقة بالأسرة. وبرنامجه الإذاعي «فتاوي وأحكام» دام (١٥) عامًا، وصدرت في (٧) أجزاء. عُرف بأنه من «علماء الوسطية الجريئين في الفتوى»، له فتاوى في قضايا حيوية، من أبرزها فتوى في تولى المرأة رئاسة الجمهورية، حيث أكد أن رئاسة المرأة

للرجل في أي عمل لا تكون ممنوعة إلا في الرئاسة أو الولاية العامة. توفي صباح يوم السبت ١٨ ذي القعدة، ٩ كانون الأول (دیسمبر).

من تصانيفه التي وقفت على عناوينها: أحسن رفيق لزيارة البيت العتيق، الأسرة تحت رعاية الإسلام (٦ ج)، الإسلام دين العمل، دراسات إسلامية لأهم القضايا المعاصرة، الدعوة الإسلامية دعوة عالمية، الحجاب وعمل المرأة، الزكاة وآثارها الاجتماعية، فتاوى للشباب/ إعداد ألفت الخشاب، المصطفون الأخيار، الإسلام في مواجهة التحديات: عرض مركز لأساليب المجوم على الإسلام وتخطيط منظم لمواجهتها، الإسلام والتدخين، الإسلام ومشاكل الحياة، أحسن الكلام في الفتاوي والأحكام (٧ مج)، البابية والبهائية تاريخًا ومذهبًا. وكتب أخرى له في (تكملة معجم المؤلفين)(٢).

عطية بن مصطفى مسعودي (A171 - 1131a = 1.91 - PAP1a)



ولد في زاوية الجلالية على مشارف مدينة الجلفة بالجزائر، أخذ علومه عن علماء، منهم الشيخ نعيم النعيمي، وفي عدة زوايا، وخاصة عائلة محيى الدين أولاد الباي، ثم درَّس في مدرسة تابعة لجمعية (٢) الموسوعة القومية للشخصيات المصرية ص٢٣٤،

الأهرام ع ٤٣٨٣٣ (١/١١/١٩)، الشرق الأوسط ۱٤۲٧/۱۱/۲۳ه، وله ترجمة في «مجموعة الفتاوى» الصادرة عن وزارة الأوقاف بالكويت جـ ١ ط ٨. وهو غير «عطية عبدالحليم صقر». (١) علماء ومفكرون عرفتهم ٢/ ٢٠١، معجم المطبوعات

العلماء المسلمين، وأعجب به الشيخ ابن باديس، ثم كان إمامًا وخطيبًا في مسجد الجلفة الكبير، وأسند له بعض الجاهدين في حيش التحرير الإفتاء والقضاء، وكانت له اتصالات ومراسلات مستمرة مع شيوخ الزوايا، وقد ترك مكتبة لا بأس بها تحتوي على أكثر من ألف عنوان، ومات يوم ٢٦ صفر، ٢٧ سبتمبر.

وله مؤلفات مخطوطة، منها: باقات من الشعر، مجموعة أحاديث نبوية، فتاوى شرعية في الفقه المالكي، وغيرها(١).

#### عطیة مقداد (۱۳۲۹ - ۱۳۳۱ه = ۱۹۳۰ - ۲۰۱۱م) کاتب صحفی.



من مواليد قرية حمامة قرب غزة، حصل على إجازة في الجغرافيا من جامعة القاهرة، وعمل مدرسًا، ثم باحتًا في مؤسسة الأرض للدراسات الفلسطينية، ثم رئيسًا لتحرير مجلة (الأرض) منذ عام ١٩٩٤هـ (١٩٩١م). وكان متخصصًا في قضايا الصراع العربي الإسرائيلي، وكتب مقالات وأبحاثًا متعلقة الإسرائيلي، وكتب مقالات وأبحاثًا متعلقة بمذا الموضوع في الصحف والمحلات العربية، وكان ضدًّ اتفاقية أوسلو. مات بدمشق يوم وكان شوال، ٢١ أيلول.

له كتب مخطوطة<sup>(٢)</sup>.

عفاف إسماعيل رشدي (۱۰۰۰ - ۱٤۲۹ه = ۲۰۰۰ - ۲۰۰۸م) (تكملة معجم المؤلفين)

عفاف عبدالكريم (۱۰۰۰ – ۱٤۳۲ه = ۲۰۰۰ – ۲۰۱۱م) (تكملة معجم المؤلفين)

عفاف عبدالمنعم درویش (۱۰۰۰ – ۱۶۳۰ه = ۲۰۰۰ – ۲۰۰۹م) (تکملة معجم المؤلفین)

عفاف محمد صادق کردي (۱۳۵۸ - ۱۹۳۷ه = ۱۹۳۷ - ۲۰۰۷م) طبيبة ريادية.

من مواليد المدينة المنورة، نشأت في مكة المكرمة. حصلت على إجازة في الطبّ والجراحة من جامعة الإسكندرية عام ١٣٨٥هـ، وعادت لتعمل طبيبة في مستشفى أجياد، ثم عادت إلى الإسكندرية للتخصص في جامعتها بطبّ الأطفال، وأصبحت رئيسة لقسم الأطفال بمستشفى العزيزية للولادة والأطفال في جدة. حضرت مؤتمرات وندوات طبية، وقدمت فيها أوراقًا في مجال تخصصها. وورد في المصدر أدناه أفل طبيبة سعودية. توفيت يوم ١٤ صفر، ٤ يناير (١٠).

عفاف مصطفی عبدالدایم (۱۰۰۰ – ۱۶۳۶ه = ۰۰۰ – ۲۰۱۲م) (تکملة معجم المؤلفین)

عفت محمد حلمي (۲۰۰۰ – ۱٤۲٥ه = ۲۰۰۰ – ۲۰۰۵م) (تكملة معجم المؤلفين)

عفت ناجي (۱۳۲۳ – ۱۶۱۰ه = ۱۹۰۰ – ۱۹۹۴م) فنانة تشكيلية.

من مصر. درست الفنَّ في إيطاليا عام ١٣٦٨هـ (١٩٤٨م)، ثم على يد الفنان العالمي أندريه لوت. اختيرت عام ١٣٨٣ه لرحلة إلى جنوب مصر لزيارة ومشاهدة مراحل العمل بمشروع السد العالى وتسجيل مظاهر الحياة في النوبة القديمة قبل أن تغرقها مياه السدّ. واهتمَّت بالتراث والفنون الشعبية بعد ذلك، واستلهمت أعمالها في أشكالها العجيبة من كتب السحر والمخطوطات العربية القديمة والنقوش والزحارف والرسوم الفلكية والتصميمات الميكانيكية، تقول في أوراق تركتها: «أردت الاقتداء بما جاء به الفنان القديم في السيطرة على الخطوط والتكامل التشكيلي وصراحة اللون... أدهشني أيضًا ما رأيته في المخطوطات العربية من رسوم وأشكال فلكية وسحرية». وكانت أول فنانة مصرية يقتني من أعمالها متحف الفنّ الحديث بالقاهرة، وبعد وفاتما في مرسمها بمدينة الإسكندرية تحوّل منزلها هي وزوجها سعد الخادم بالقاهرة إلى متحف من أهم المتاحف الفنية. واعتبرت رائدة الفنّ الشعبي في بلدها. وقد بدت محجبة في صورتما وهي



متحف عفت ناجي وسعد الخادم

صدر فيها كتاب بعنوان: سحر الأشكال: عفت ناجي/ عصمت داوستاشي. وألفت مع زوجها كتابًا صدر بعنوان: الحياة الشعبية في رسوم ناجي(أ).

<sup>(</sup>٣) رواد وأعلام الطب ٢٧٥/١.

<sup>(</sup>٤) الأهرام ع ٧٠٠٠ (٢٤/٩/٥٢٤ هـ)، وع ٧٠٤٤٤ (٣/٧/٢٢ هـ).

 <sup>(</sup>١) منتدى اللمة الجزائرية (١٤٣١هـ)، مدونة سيدي بن عزوز.

 <sup>(</sup>٢) موسوعة أعلام فلسطين ٣١٥/٥، موقع مؤسسة القدس للثقافة والتراث (١٤٣٣هـ).

#### عفیف حلیم نصر (۱۳٤۲ – ۱۶۱۰ه = ۱۹۲۳ – ۱۹۹۰م) صحفی تاجر.



من بلدة «كفَر شِيْما» في قضاء بعبدا بلبنان، من أسرة امتهنت الطباعة والصحافة. تلقى علومه الأولى في بلدته، وعمل في المطبعة الرشيدية، وفي الأردن والكويت، وقام بجولات صحافية في أنحاء العالم العربي. وفي بداية السبعينات الميلادية أسَّس «مجلة ودار الجتمع العربي المصوَّر للدعاية والإعلان» وتابع جولاته الصحافية المتنقلة وخاصة في دول الخليج، حتى لقب بر(الصحافي المتجول)، وقضى القسم الأكبر من جولاته في السعودية، وجال فيها طولًا وعرضًا، وقد تعرَّض للمخاطر ومشاق السفر، وكان يتنقل بسيارته الخاصة مع زوجته، وأصدر أعدادًا سنوية خاصة عن دول الخليج مواكبًا فيها النهضة التي عاشتها، وقد ارتبط بعلاقات وثيقة مع حكامها، ووافته المنية في ١٧ شباط وهو يتعالج بشمال إيطاليا، ودُفن هناك(١).



عفيف حليم مؤسس مجلة ودار المجتمع العربي المصور

(١) موقع دار المجتمع العربي المصور (ذو الحجة ١٤٣٢هـ)، قرى ومدن لبنان ٩/ ١٨٣٠

عفیف دمشقیة (۱۳۵۰ – ۱۲۱۷ه = ۱۹۳۱ – ۱۹۹۱م) باحث لغوی أکادیمی، مترجم.



من بيروت. حصل على الدكتوراه من السوربون، عمل أستاذًا بالجامعة اللبنانية. تولًى منصب الأمين العام لاتحاد الكتاب اللبنانيين. كان أحد أبرز المهتمين باللغة العربية والتراث الإسلامي، إضافة إلى إسهامه في مجال الترجمة لأعمال كبار كتَّاب العالم، وقد عدَّ أحد أشهر المترجمين والنقاد العرب. توفي يوم الأحد ٢٩ جمادى الآخرة، ١٠ تشرين الثاني (نوفمبر).

وانقاد العرب. توفي يوم الاحد ٢٩ جمادي الآخرة، ١٠ تشرين الثاني (نوفمبر). وترك مجموعة من الأعمال، مثل: الإبلاغية وترك مجموعة من الأعمال، مثل: الإبلاغية الدرس النحوي، إنسانيات الإسلام/ الدرس النحوي، إنسانيات الإسلام/ في بعض قصص ميخائيل نعيمة، باهيا: وراية/ جورج أمادو (ترجمة بالاشتراك مع محمد عيتاني)، تجديد النحو العربي، الحروب الصليبية كما رآها العرب/ أمين معلوف (ترجمة)، خطى متعثرة على طريق تجديد النحو العربي: الأخفش – الكوفيون، خفة الكائن التي لا تحتمل/ ميلان كونديرا نخمة الكائن التي لا تحتمل/ ميلان كونديرا الغرامية/ لويس سبولفيدا (ترجمة)، العجوز الذي كان يقرأ الروايات مدينة الحجر: رواية/ إسماعيل كاداريه (ترجمة)، وله كتب أخرى أوردتما في (تكملة

عفیف صلاح سالم (۱۳۲۸ - ۱۳۲۸ه = ۱۹۶۸ - ۲۰۱۱م) أدیب شیوعي.



ولد في الناصرة بفلسطين، رحلت عائلته إلى سورية، فالأردن، ثم عادت إلى الناصرة. حصل على شهادة الماجستير في الأدب الروسي من جامعة ليننغراد، كما درس الصحافة، وانضم إلى حزب راكاح (اليهودي الشيوعي)، عمل في هيئة ترير مجلة (الغد) الشيوعية، وفي حريدة وتبوأ قيادة الشبيبة الشيوعية في الناصرة، وأصدر صحيفة (الجماهير) لمدة عامين، مجلة (الآداب) لكنها أوقفت، فعمل في صحف أخرى، وكتب فيها. وله تحليلات مياسية ومقالات أدبية وقصص وروايات، كما نظم الشعر، توفي يوم ٢٠ صفر، ٢٥ كانون الثاني (يناير).

أعماله الأدبية: سواعد الرجال (قصص)، الأدب في المواجهة، قصائد مقاتلة من تشيلي (ترجمة)، لن يسرقوا البحر (قصص)، طائر الشوك (شعر)، الخمس العجاف السمان (رواية)<sup>(7)</sup>.

عفیف فراج (۲۰۰۰ – ۱۶۲۰ه = ۲۰۰۰ – ۲۰۰۰م) (تکملة معجم المؤلفین)

(۳) موسوعة كتاب فلسطين ۲۱/۰، دليل كتاب
 ن العرب فلسطين ص۱۶، وفيات المثقفين ص۲۱، موسوعة أعلام
 فلسطين ۱۱۷/۰.

(۲) الفيصل ع ۲٤۱ ص ۱۱٦، موقع المترجمون العرب(آب ۲۰۰۹م).

معجم المؤلفين)(٢).

#### عفيف محمد النوباني (۱۳٤٠ - ۱۹۲۹ه = ۱۹۲۱ - ۱۹۸۹م) (تكملة معجم المؤلفين)

#### عفيفة فندي صعب (١٣١٧ – ١٤٠٩ه = ١٩٠٠ – ١٩٨٩م) صحفية مربية.

ولدت في الشويفات بلبنان، درست في مدرسة الإنجليز ببيروت، وتخرجت في مدرسة «بروكر». بدأت حياتها العلمية بالاشتغال في الصحافة، فراسلت الكثير من الصحف العربية والأجنبية، وكتبت في كثير منها، مثل «المعارف» و «التهذيب» و «المقتطف» و «صوت المرأة»، وسافرت إلى الولايات المتحدة الأمريكية لكى تطّلع على مناهج التعليم هناك، ثم أنشأت مجلة «الخدر» سنة ١٩١٩م، التي استمرت في الصدور ثماني سنوات متواصلة. اهتمَّت بالتعليم بعد ذلك، وتربية النشء مع شقيقتين لها أديبتين. وكانت عضوًا بارزًا في عدد من الجمعيات والهيئات النسائية. ذكر أنها شاركت في تأليف كتاب: الواقع الدرزي وحتمية التطور(١).

# عفيفة بنت محمد أمين الحصني (١٣٣٧ – ١٩١٨ – ٢٠٠٣م) شاعرة، باحثة لغوية منهجية.

ولدت في دمشق. تخرجت في قسم اللغة العربية بمعهد التربية في جامعة عين شمس. درَّست اللغة العربية، وعيِّنت مديرة لثانويات وإعداديات بدمشق. أُعيرت أيام الوحدة إلى وزارة التربية المركزية بالقاهرة، ثم عادت إلى عملها. عملت في تخطيط مناهج اللغة العربية ولجان مختلفة للمناهج، وفي الصحافة المدرسية والنشاط المدرسي. اشتركت في كثير من المؤتمرات الأدبية والتربوية والثقافية والمهرجانات الشعرية في

(١) معجم أعلام الدروز ٢/ ٨٥.

الدول العربية، واختير بعض أناشيدها رسمية في سورية. توفيت في ١٦ رجب، ١٢ أيلول (سبتمبر).

من شعرها:

والله إنسي لست عبدة منهج

عبشتْ بصيغتــه دياجيـرُ الرقيق أنـا حـرَّةٌ لا يستبـدُّ بمنـهـلـي

قـــرعُ الطبـول ولا أهازيـج النعيق لي نظـرة، لـي هـمـّـة، وعزيمـة

تحـــتـــاز أصفــاد المسالــك والقيود وتمــزّق الغيــم الملبَّــد في الدجــى ليحلّ دون الغيم إشراق جديد

شقّت نطاعاً وا خفت في على المنت و فره و المنت و فره و فره و المنت و فره و فره

# عفيفة الحصني (خطها)

دواوينها الشعرية: وفاء، شهيد التضحيات، ولاء، عازفة القيثار، سراب البحر، وطني. ومن مؤلفاتها الأحرى: مرايا ونساء، القراءة الموحدة (مع آخرين)، مشروع النشاط المدرسي (مع آخرين)، الاطلاع الخارجي

لمادة اللغة العربية (مع آخرين)، المرأة في شعر أبي العلاء<sup>(٢)</sup>.



عقاب بن مصقال السهلي (١٣٥٧ - ١٩٦٤ه = ١٩٣٨ - ١٩٩٤م) (تكملة معجم المؤلفين)

عقبة علي الصالح (٢٠٠٠ - ٢٠٠٣م)

' هحرر صحفی.

من سورية. ابن الشاعر علي الصالح. أسَّس محلة (القرار) ورأس تحريرها. مات في (١١) صفر، (١٣).

عقیل علی (۱۳۲۹ – ۱۲۲۱ه = ۱۹۶۹ – ۲۰۰۰م) (تکملة معجم المؤلفین)

عكاشة علي رمضان (۱۳۳۷ – ۱۶۲۷ هـ = ۱۹۱۸ – ۲۰۰۶م) (تكملة معجم المؤلفين)

أبو العلا علي أبو العلا (۰۰۰ - بعد ۱۳۹۸هـ؟ = ۰۰۰ - بعد ۱۹۷۸م؟) (تكملة معجم المؤلفين)

 (۲) الوطن (قطر) ۲۰،۳/۹/۲۱ مصادر الأدب النسائي ص۲،۳، معجم البابطين ۳/ ۵۲۰ معجم المؤلفين السوريين ص۲۳۲، موسوعة شاعرات العرب ۲/ ۱۲، موسوعة الأسر الممشقية ۱/ ٤٤٦ أعلام النساء الممشقيات ص ٩٥٤.
 (۳) الشرق الأوسط ۲/۵/۲۱هـ.

#### غلا عيسى (١٣٧٧ - ١٣٧١هـ = ١٩٥٧ - ٢٠١٠م) كاتب أديب شاعر.



من مدينة كفر قاسم قرب يافا. درَّس اللغة الإنجليزية في النقب والرملة وكفر قاسم، وعمل في الصحافة منذ عام ٢٠٥٥، القطرية سكرتير تحرير لصحيفة (العجمي) القطرية الصادرة في يافا، ثم في صحيفة (القنديل)، الحماهير)، وصاحب زوايا في صحيفة (صوت أكل العرب) و(بانوراما) و(الصنارة)، عضو منتدى الصحفيين، واتحاد الكتاب، والطلائع الثقافي، مساعد مدير مجلس كفر والطلائع الثقافي، مساعد مدير مجلس كفر قاسم، شارك في مناسبات وطنية وشعبية وجماهيرية، واهتم بقضية مجزرة كفر قاسم وإحياء ذكرى شهدائها. توفي يوم السبت وإحياء ذكرى شهدائها. توفي يوم السبت

أصدر (١٠) كتب في الأدب والترجمة، هي: ظلال العتمة الأخيرة، إضاءات على عالم أدونيس، النصّ المجاور ومرايا النص، هي التي بعثتني رسولًا، هكذا تكلم نيتشة (ترجمة)، كفر قاسم: الأحداث والأسطورة، (ترجمة)، مداخل إلى فهم القصة، صباح الخير يا وطن، ديوان الشهيد (تحرير)، زغاريد الشهيد، طائر تستهويه لبَّة الشمس (١).

(۱) الترجمة بقلم المترجم له، نشر في شبكة منتديات حيهان بتاريخ ٨/٨/٨/٨، ٢م، موقع العرب وصحيفة كل العرب ٨١٠/٨/٢٨، وما كتبه سامي مهنا في موقع مكان إثر وفاته.

#### علا مصطفی أنور (۲۰۰۰ - ۱۶۲۱ه = ۲۰۰۰ - ۲۰۰۰م) (تكملة معجم المؤلفين)

#### علاء أحمد فايز (١٣٧٨ - ١٤٣٣ - ١٩٥٨ - ٢٠١٢م) استشاري في جراحة طبِّ الأطفال.



ولد في القاهرة. نال دكتوراه الجراحة العامة من كلية الطبِّ بجامعة عين شمس، وزمالة كلية الحراحين الملكية بأدنبرة، والزمالة الفخرية للأكاديمية الأمريكية للأطفال، وأكثر من دبلوم متخصص، تدرّب على الجراحة العامة وجراحة الأطفال، ثم عمل أستاذًا بكلية الطبِّ في جامعة عين شمس، وانتخب رئيسًا للجامعة نفسها من بعد، وكان عضو جمعيات جراحية، ورئيسًا فخريًا للجمعية المصرية لجراحة الأطفال، ومحرر جراحة الأطفال الدولي والشرق الأوسطي في المحلة الأوربية لجراحة الأطفال، وكان الطبيب المثالي في نقابة الأطباء المصرية عام ١٤١٦ه، وحاز لقب "جرّاح العام" في طبِّ جراحة الأطفال بجراتس في النمسا عام ١٤٢٦هـ (٢٠٠٥م). وكان ذا فكر سياسي ناضج، ثار مع الثائرين على حكم حسني مبارك، واعتبر أول رئيس منتخب في الجامعات المصرية، بعد أن ترشح للمنصب على قوائم الإخوان المسلمين متخطيًا ١٧ منافسًا، ولم يكن من الإخوان، لكن كان مدعومًا من قبلهم. وحقق عددًا من الإنحازات الطبية، أهمها تأسيس برنامج زراعة الكبد للأطفال، وإنشاء عدة وحدات

جراحة الأطفال بجامعات مصرية وعربية، وتعاون مع العديد من الجامعات في العالم لتدريب أعضاء هيئة التدريس، وكان أستاذًا زائرًا في أكثر من (٢٠) جامعة، وجراحًا زائرًا لعلاج مشكلات جراحية دقيقة، وكانت له خدمات من خلال المجتمع المدني، وأسهم في العديد من الدراسات في مجال جراحة للريء، وأشرف على رسائل علمية في جميع وكتب فصولًا من كتب في مجال تخصصه في مطبوعات دولية. توفي في حادث مرور يوم الثلاثاء ١٠ جمادى الآخرة، الأول من مايو(١).

علاء عمر الحداد (۱۳۸۸ – ۱۶۲۸ = ۱۹۶۱ – ۲۰۰۷م) قائد مجاهد.



من غزة. نشأ محبًا للجهاد ومتعلقًا بالمسجد، مع نشاط وشجاعة نادرة، وهدوء وصبر، وحرص على رضا والديه، وتواضع لإخوانه. شارك في الانتفاضة الأولى، وانخرط في محاربة العدو وهو فتى، التحق عام ٢١٤١ه بالصاعقة الإسلامية حتى انطلق الجهاز العسكري لحركة حماس، فنشط فيه من خلال العمل العسكري في كتائب الشهيد عز الدين القسّام، وعمل مرافقًا لزعيم الحركة أحمد ياسين مدة طويلة، ثم القائد محمد الزهار، ودرّب مجموعة قسّامية، مع رباط دائم على الثغور، كما

 <sup>(</sup>۲) موقع جامعة عين شمس (۲۰۱۲م)، الشروق (مصر)
 (۲) ۱۲/٥/۱ م، الموسوعة الحرة ١٠١٣/٣/٥م.

عمل في وحدة التصنيع، واعتقل مرات، وهو في كلِّ مرة يخرج من السجون أشدُّ إصرارًا على المضيِّ في الجهاد. وترقَّى في العمل العسكري حتى كان قائد كتائب عز الدين القسام في غزة. وقُتل فيها مساء يوم الثلاثاء ٢٣ صفر، ١٣ آذار مارس، وألقت حركة حماس مسؤولية قتله على قوات أمن تابعة لحركة فتح التي يتزعمها الرئيس الفلسطيني محمود عباس(١).



علاء الحداد قائد كتائب القسام في غزة

علاء الدين البكري (م.٠٠ – ١٩٩٤م) (تكملة معجم المؤلفين)

علاء الدين بن حسن علايا (١٣٣٧ - ١٤٣١ه = ١٩١٩ - ٢٠١٠م) عالم تربوي ناظم.



ولد في بلدة تادف قرب حلب، انتسب إلى الأزهر، والتحق بكلية التربية في جامعة دمشق، وأخذ عن شيوخ العلم، منهم سعيد

 (۱) موقع فتح – إسرائيل ۱۳ مارس ۲۰۰۸م، شبكة الحوار الفلسطينية.

إدلي، وناجي أبوصالح، ومصطفى الزرقا. وتعرف على الشيخ الصوفي محمد النبهان وصار من مريديه ومن أكابر أصحابه. درَّس في المدرسة الكلتاوية، وفي العديد من ثانويات حلب، وصار مديرًا للمدرسة المذكورة، وموجهًا للتربية الإسلامية في مدارس حلب، وخاض حوارات طويلة مع العلمانيين. توفي عصر الجمعة ١٧ جمادى الأولى، ٣٠ نيسان.

كُلِّف مع الأستاذ إبراهيم سلقيني بتأليف مناهج التربية الإسلامية لشهادات الكفاءة والثانوية ودور المعلمين، ونظم قصيدة ألفية في مدح شيخه محمد النبهان، وله بحث عن منع الحمل ألقاه محاضرة (٢٠).

علاء الدين بن حميد العليوي (١٣٤٩ - ١٩٤٠ه = ١٩٣٠ – ١٩٩٩م) (تكملة معجم المؤلفين)

علاء الدين سجادي = علاء الدين بن نجم الدين سجادي

علاء الدين الغباشي (١٣٧٧ - ١٤٣٧ه = ١٩٥٧ - ٢٠١١م) داعية عالم.



من مصر. من علماء الأزهر. ابتعثته وزارة الأوقاف بمصر ليتولَّى إقامة المركز الإسلامي الكبير في العاصمة الإيطالية بروما، وقد قام بالإشراف على العديد من إنشاء المراكز

(٢) موقع أحباب الكلتاوية (رجب ٤٣٣ هـ).

الإسلامية في كل المدن الإيطالية منذ توليه مهامه هناك عام ١٤٢٧ه، وقام بتوحيدها تحت قيادة إسلامية موحدة. توفي بعد مرض يوم ٢٥ جمادى الآخرة، ٢٨ مايو(٣).

علاء الدين كاتبة (١٣٨٦ – ١٤٢٨ هـ = ١٩٦٦ – ٢٠٠٧م) (تكملة معجم المؤلفين)

علاء الدين محسن التميمي (١٣٧٧ - ١٤٢٤ه = ١٩٥٧ - ٢٠٠٣م) (تكملة معجم المؤلفين)

علاء الدين بن نجم الدين سجادي (١٣٣٤ - ١٤٠٥ = ١٩١٥ - ١٩٨٤م) عالم أديب خطيب مجمعي.



ولد في قرية «باراو» التابعة لمحافظة السليمانية بالعراق. درس في الجوامع، منح إجازة الأثمة من قبل الشيخ بابا علي التكيوي. إمام جامع نعيمة خاتون ببغداد. اشترك في الدورة الأولى للمجلس التشريعي في منطقة كردستان، وفي الدورة نفسها عيِّن أمينًا عامًا للأوقاف في منطقة الحكم الذاتي. وكان عضوًا في المجمع العلمي المكردي، وهو من مؤسسي المجمع، واختير الكردي، وهو من مؤسسي المجمع، واختير نائبًا ثانيًا لرئيسه. حاضر في الأدب الكردي في كلية الآداب بجامعة بغداد، عمل في كلية الآداب بجامعة بغداد، عمل موسوولًا أول في مجلة «كه لاويز» وهي (٢٠١١/٥/٢٨).

بحلة كردية أدبية شهرية صدرت بانتظام في بغداد من ١٣٥٨ إلى ١٣٦٩هـ. وأصدر بحلة «نزار» وهي مجلة كردية عربية أسبوعية سياسية، صدرت في بغداد خلال سنتي سياسية، صدرت في بغداد خلال سنتي المؤتمرات العلمية والدينية والثقافية داخل العراق، وأسهم في الندوات الثقافية. وله بحوث متعددة نشرت في الجلات والصحف العراقية. توفي يوم الخميس ٢٠ ربيع الأول،

الله (٢١) كتابًا مطبوعًا، العناوين العربية منها: رباعيات الخيام/ سلام أحمد (تعليق)، الأسماء الكردية، رحلة عبر كردستان، الربيع الدائم، قواعد وقاموس اللغة الكردية، الأدب الكردي ودراسته، التقويم الأدبي، المأثورات الكردية، البلاغة، محمد أمين زكي، تاريخ الأدب الكردي، عقد اللؤلؤ (٨ مج)(١).

#### علال صديق الغازي (١٣٦٤ – ١٤٢٧هـ = ١٩٤٤ – ٢٠٠٦م) ناقد أدبي.



من مواليد مدينة تاونات بالمغرب، حصل على دكتوراه الدولة في الآداب من كلية الآداب بجامعة محمد الخامس، ثم عمل أستادًا بالجامعة نفسها في الرباط، وفي جامعة عبدالملك السعدي بتطوان، متخصّصًا في النقد الأدبي القديم، والمغربي

(۱) المجمعيون في العراق ص ١٠، معجم المؤلفين والكتاب العراقيين ٥/ ٣٤٥، موسوعة أعلام العراق ٢/ ١٦٢، معجم المؤلفين العراقيين ٢/ ٢٠٠، أعلام المجمع العلمي العراقي ص ١١٣ (ووفاته فيه ١٩٨٥م)، الموسوعة الكبرى لمشاهير الكرد ٢١١/٣.

خاصة، وأشرف على رسائل جامعية، ثم درَّس بجامعة الفاتح في ليبيا، وبجامعة نزوى في سلطنة عُمان، وأسندت إليه مهام إدارية أو علمية في الجامعات التي درَّس بها. نشر بحوثًا ودراسات عديدة في مجلات متخصصة، مع المشاركة في المحاضرات وللندوات، وحصًّل جوائز، وتوفي إثر حادث مروري يوم الأربعاء ٧ ذي الحجة،

ذكر أن مؤلفاته بلغت ٢٩ مؤلفًا مطبوعًا، ولعل المقصود مع بحوثه. فطبع له: المنزع البديع في تجنيس أساليب البديع للسجلماسي (تحقيق)، (وأصله رسالة في الماجستير فعنوانها: مناهج النقد الأدبي بالمغرب خلال القرن الثامن (٢).

علال العمراني (١٣٦٥ - ١٤٢٥ه - ١٩٤٥ - ٢٠٠٤م) من أعلام الحركة الإسلامية بالمغرب.



مولده في تاونات. تخرَّج في جامعة القرويين، انخرط في العمل الإسلامي منذ بداية نشأة الحركة الإسلامية بالدار البيضاء عام الإسلامي بالدار البيضاء وتثبيت العمل الإسلامي بالدار البيضاء وبالمغرب، وكان إمام جمعة بمسجد العمارة، ودرس عليه لا تفارق الابتسامة وجهه. عانى واعتُقل فصير في سبيل الله، وقد تحمَّل مسؤولية فصير في سبيل الله، وقد تحمَّل مسؤولية النائب الثاني في المكتب الوطني بجمعية الموسوعة الحرة (ربيع الآخر ١٤٢٩هم)، موقع حامعة نزوى (إثر وناته).

الشبيبة الإسلامية. توفي يوم الخميس ٢٦ جمادى الآخرة، ١٢ آب (أغسطس)<sup>(٣)</sup>.

علالو = سلالي علي

علجي عبدالكريم = جمال عبدالكريم الطاهري

علم الدين سيد فرغلي (٠٠٠ - ٢٠٠٤ه = ١٠٠٠ - ٢٠٠٤م) (تكملة معجم المؤلفين)

علوان شيخ إبراهيم حقي العلواني (٢ ١٩٩١ – ١٩٩١م) العالم المربِّ.



هو أستاذي القدير، وشيخي الجليل، الذي لم أتتلمذ على شيخ سواه: علوان، ابن شيخ إبراهيم حقي، ابن حسين العلواني. وهو حسيني النسب، يصل نسبه إلى الحسين بن على رضى الله عنه، شافعي المذهب.

صحبته منذ أول دراستي الجامعية سنة ٥٩ ١٣٩٥ حيث زرته بصحبة زميلي عبدالرحمن محيي الدين أحمد، في قربته «حلوة». وسأل عن دراستي فقلت:

(٣) المجتمع ع ١٦١٥ (٥/٧/٥) ١٤١٥)، صحيفة التجليد
 ٢٠٠٤/٨/٢٣م.

الشريعة. فتهلِّل وجهه أيَّما تقلُّل، وقال: والله إنها بشري خير. وذلك أني كنت الأول والوحيد الذي سجَّل الشريعة من بلدتي «القحطانية» التي كان يبلغ عدد سكانما آنذاك حوالي ١٢ ألف نسمة. وكان شيئًا غريبًا ونادرًا أن يسجل المرء في هذا «التخصص»!! ثم ترددتُ عليه كثيرًا، وكان يكثر من النصح والإرشاد، وبيان الآداب والسلوك، ويخفف من «الحدَّة» التي اتصفت بما في سنّ الشباب، التي كانت تتجاوز أحيانًا الحكمة المطلوبة، في محتمع يتطلب فيه الحلم والرفق، وخاصة أنني نشأت في بلد ليس فيه علماء، وهو أحوج ما يكون إلى الدعوة، ليعرف الناس دينهم، ولا يتشتتوا بين الأحزاب السياسية والقومية المقيتة، التي تفرّق المسلمين بعضهم عن بعض، وتَذَعُ المرءَ عدوًا لأبيه وأخيه، بينما الدين يدعو إلى التكافل والمحبة والإخاء وصلة الرحم..

ولم أدرس عنده أيًا من العلوم الشرعية، بل كان ترددي عليه في مجالس العلم والوعظ والآداب والنصح والإرشاد، وكان يراجع لي بعض ما أكتب، ويشجعني كثيرًا على الكتابة، وكتب مقدمة لكتابي الأول «الخضر بين الواقع والتهويل» في طبعته الأولى، الذي بدأت به سنة ١٣٩٨هـ، الكتاب رسميًا، في ورقة خاصة قبل المقدمة ليطبع، ولكنه صدر بدون الإهداء المذكور، فندمت على ذلك، وذكرت له الخبر، ثم فندمت على ذلك، وذكرت له الخبر، ثم أمر الخضر» للملا على القاري، وصدر مطبوعًا..

نعم.. تتلمذت عليه من غير تصوف، فلست بصوف، وإن كنت محبًا لصفاء القوم، وسلوكهم التربوي الصحيح.. بل كان العهد الذي بينه وبيني هو: «الطاعة تجمعنا والمعصية تفرقنا». وقد نلت من

يديه إجازة تصل في سندها إلى الإمام النووي رحمه الله، ومنه إلى أمير المؤمنين أبي الحسن على بن أبي طالب رضى الله عنه. أفدت منه، واستفدت من أسلوبه التربوي، الذي اتسم بالرفق واللين والكلام الطيب، والحلم والوجاهة والسداد.. وكان لا يغتاب أحدًا، ولا يسمح لأحد بالغيبة عنده، وهذا طوال ما رأيته.. وكان أكثر ما رأيت عليه من همة وقلق أثناء أحداث حماة بسورية، فكان واسطة حير في الجزيرة الفراتية، يراجع الدوائر الحكومية الأمنية من أجل بعض شباب الجزيرة لإطلاق سراحهم، وكان يتكفل بعضهم، فقط لإطلاق سراحهم، ويدعو لهم ليل نهار. وقد رأيت من فضله وتقواه الكثير. ورأيت له كرامات بعيني، فرحمه الله رحمة واسعة، وأجزل مثوبته يوم الدين. ولن أوفي حقَّ شيخي مهما كتبتُ فيه. وهو والد الأستاذ الدكتور أحمد معاذ حقى (أبو محمد)، أستاذ العقيدة والمذاهب

وقد كتب أستاذي الشيخ خاشع ترجمة لشقيقه، شيخي المترجم له، وهي كما يلي (باختصار): ولد في قرية باسْرَتْ من قضاء سِيرٌت بتركيا. تلقى دراسته الابتدائية في مدرسة الفلاح بالموصل. تربي في بيت علم وتقوى، وكان أول ما تلقَّى عن والده الذي كان علمًا من أعلامه، فنشأ في رياض الفضائل والقيم الأخلاقية النبيلة، وترعرع على الصدق والعبادة والأمانة منذ نعومة أظفاره، ثم حصل على الثانوية الشرعية، وانتسب إلى كلية الشريعة بدمشق، وتخرج منها عام ١٣٨٤هـ، ثم تعاقد مع السعودية ودرَّس في بلدتي بلجرشي والباحة من بلاد غامد في الجنوب خمس سنوات، ثم تقدم إلى مسابقة انتقاء المدرسين في وزارة التربية في سورية، فتعين مدرسًا عام ١٣٩٢هـ، ولكنه استقال من التدريس في العام نفسه،

إذ توفي أخوه الأكبر الشيخ محمد زكى -رحمه الله تعالى - الذي كان يشغل منصب والده، فجلس الشيخ علوان مكانه، حيث أضحى من بعده شيخًا للطريقة النقشبندية في الجزيرة الفراتية بسورية، وسكنه بقرية حلوة، التي تبعد عن مدينة القامشلي ٢٠ كم. وقد بقى في المشيخة من عام ١٣٩٢ - ١٤١٢ه أي عشرين سنة تقريبًا، وكان - رحمه الله - يعمل خلالها بجد ونشاط دائبين، إلى أن وافاه أجله في دمشق إثر نوبة قلبية حادة، حيث كان يشكو من الربو. كان رحمه الله تعالى يهتم بأمور المسلمين ويتقصّى أخبارهم. ويستاء للواقع المر الذي يعيشه المسلمون، ويعزو ذلك إلى بعدهم عن الإسلام ويقول: إنَّ الإسلام سياج منيع وحصن حصين للوقاية من جميع الأدواء المادية منها والمعنوية. وكان يتحلى بالصبر وسعة الصدر، ويعامل الناس باللطف والحلم، فاكتسب ودهم؛ ويكره الإطراء والمديح في وجهه ويقول: ذو الوجهين لا يكون وجيهًا عند الله. وإذا ما مدحه أحدهم قال: اللهمَّ اجعلني خيرًا مما يظنون، واغفر لي ما لا يعلمون. وكان جمَّ التواضع في كل أحواله، حتى أضحى ذلك سجية له. ويكثر من ترديد حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم - «صل من قطعك، وأعط من حرمك، واعف عمن ظلمك». ويقول في التصوف: ينحصر التصوف في هذه الكلمات: أن تنصف الناس من نفسك ولا تنتظر إنصافهم، وتبدي لهم شيأك، وتكون من شيئهم آيسًا. توفي رحمه الله يوم الاثنين ١٧ جمادي الآخرة، الموافق ٢٣ كانون الأول (دیسمبر).

وتولَّى الخلافة من بعده الشيخ الفاضل، الأستاذ الأديب البليغ عدنان حقي، ثم أستاذي الحبوب الشيخ خاشع حقى.

باسبعه سبجانه ولقافى فألنا ميسكني المدسيبي كحده

ولدنا الباراة شداله تعالى تحرجر عفظه الله تعالى ووفقه لهالالكال السيلام عكيكم ويحمة الله نعال

وحدث الله نفائى وشكرته على حسبه سيرتكم وجيل خلفكم وذاك مضل مدا له دمًا لي (قل كل مدى دالله ) وما يخدج الحقيقة سوى يجبيد لد غلام مدام ناسستا مطلب منه الهداية والمؤسور والسداد والدمور (اللم يا مقلب القلوب مبت قلى قلى دريله)

لعدمال من موجه الكليك والد كفظم

علاالدصف M. Culiary

علوان حقى (خطه وتوقيعه)



جامع حلوة. . الذي أمَّ فيه شيخي علوان المصلين

وتآليفه هي: نظام الحالات في أحوال التركات (بالاشتراك مع الشيخ محمد نوري الديرشوي)؛ تقديم الملا يوسف يعقوب، سيرة والده الشيخ إبراهيم حقى (مخطوط). وكتب عن تاريخ الأسرة العلوانية الزيبارية بمشاركة شقيقه عدنان، وشرح قصيدة الشيخ إبراهيم حقى الموصلي في نظم أسماء مشايخ الطريقة النقشبندية (خ)، وكتب شرحًا جديدًا على تراجم النقشبندية (يحتفظ به شقيقه المذكور).

#### علوي حافظ (9371-71316=,791-79914) (تكملة معجم المؤلفين)

### علوي محمد علي الجبلي (١٣٤٩ – ٢٠٠٦م) صحفي ريادي.

من اليمن. من الرواد المؤسّسين للعمل

الصحفى في بلده أواخر الخمسينات الميلادية. عمل في عدد من المؤسّسات الصحفية، كما عمل في وكالة أنباء الإمارات العربية المتحدة بداية تأسيسها، وفي مؤسّسة ١٤ أكتوبر باليمن، مستشار وكالة الأنباء اليمنية (سبأ). وكانت وفاته يوم الجمعة ٧ رمضان، ۲۹ سبتمبر (۱).

> علوي مولوي ( . . . - TPT1 a = . . . - TYP1 a) عالم مفسر.

من مليبار. اشترك في إعداد أشهر ترجمة لمعاني القرآن الكريم إلى المليبارية، الذي عرف من بعد باسم ترجمة الشيخ محمد أماني(٢).

القرآن الكريم

Translation of the Meanings of THE NOBLE QURAN in the Malayalam Language

القرآن الكريم إلى اللغة المليبارية

علوي مولوي شارك في إعداد أشهر ترجمة لمعاني

على إبراهيم بدوي (\$371 - 0731a = 0791 - 0 + 74) حبير زراعي أكاديمي.

من محافظة القليوبية بمصر. حصل على الماجستير في علم الحشرات، ودكتوراه فلسفة من جامعة عين شمس، أستاذ

- (۱) التغيير (موقع إحباري يمني مستقل) ٣٠٠٦/٩/٣٠م، سبأ نت (في يوم رحيله، ١٤ أكتوبر (٢٠٠٩/٩/٣٠).
- (٢) تاريخ تطور ترجمة معاني القرآن الكريم إلى اللغة المليبارية/ عمد أشرف بن على المليباري ص٦١٠.

ورئيس قسم وقاية النبات بالجامعة نفسها، أستاذ في معهد شمبات الزراعي، وفي جامعة الخرطوم، وجامعة الملك سعود بالرياض. باحث رئيسي لمشروع النمل الأبيض الموول من مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية بالرياض، عضو الفريق البحثى للمنظمة العربية للتنمية الزراعية بجامعة الدول العربية، عضو اللجنة العليا لمكافحة الآفات ولجنة تصميم التجارب بوزارة الزراعة، عضو الجمعية المصرية لعلم الحشرات، والجمعية السعودية لعلوم الحياة، والجمعية العربية لوقاية النبات، والجمعية الدولية للعاملين في مجال النمل الأبيض بفلوريدا، أشرف على رسائل علمية. توفى ثانى أيام عيد الأضحى، ٢١ يناير.

نشر أكثر من (٨٠) بحثًا بالعربية والإنجليزية في مجال الحشرات والحيوان الزراعي.

وله كتب مطبوعة كثيرة، منها: آفات الحبوب والمواد المخزونة وطرق مكافحتها (مع يوسف بن ناصر الدريهم)، الحشرات الزراعية: شكلها الظاهري وتشريحها الداخلي مع نبذة عن بيئتها (مع على بن محمد السحيباني)، دراسات عن مشكلة النمل الأبيض بالمملكة العربية السعودية (مع آخرين)، مفصليات الأرجل ذات الأهمية الطبية والبيطرية في المملكة العربية السعودية، مكافحة آفات المنزل (مع عبدالسميع هندي)<sup>(۳)</sup>.



(٣) وترجمته من كتابه (مفصليات الأرجل).

#### علي إبراهيم سرور (١٣٣٩ - ١٤٠٣ هـ = ١٩٢٠ - ١٩٨٣م) مدرِّس، شاعر إسلامي.



ولادته بقرية كفر عليم التابعة لمحافظة المنوفية بمصر، درس في المعهد الديني بمدينة شبين الكوم، ثم درّس في مدارس القاهرة، وكان عضوًا في جمعية الشبان المسلمين، ونظم شعرًا كثيرًا، وفيه نفس التصوف. دواوينه المطبوعة: غرام شاعر، يشرب في انتظار الرسول صلى الله عليه وسلم (مسرحية شعرية)، وديوانه: هذا خلق الله

وله من المسرحيات الشعرية أيضًا: إسلام الفاروق، حرب البسوس<sup>(۱)</sup>.

علي إبراهيم عبده (۱۰۰۰ - ۱٤٣٣ه = ۲۰۰۱ - ۲۰۱۱م) (تكملة معجم المؤلفين)

علي إبراهيم عبندة (١٣٥١ - ١٤٢٧ه؟ = ١٩٣٢ - ٢٠٠٦م) باحث فلكي.



ولندن متخصصًا في الأرصاد الجوية، حاصل على الدكتوراه. عمل أمينًا عامًا للأرصاد الجوية الأردنية، ومستشارًا في منظمة الأرصاد الجوية العالمية بجنيف، ومستشارًا في وزارة النقل. أستاذ في تخصصه بالجامعة الأردنية، وبأكاديمية الطيران الملكية، والكلية التنفيذي لمنظمة الأرصاد الجوية العالمية، ورئيسًا للجنة الدائمة للأرصاد الجوية في الجامعة العربية، ورئيسًا للجنة البيئة بالجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا، وكان عضوًا في العديد من الجمعيات العلمية والخيرية. وحصل على وسام الاستقلال من الدرجة وحصل على وسام الاستقلال من الدرجة الأولى.

له دراسات وأبحاث في العلم والفلك والأرصاد الجوية والمناخ.

ومن كتبه: السماء في الليل: دليل علمي للتعرف على النجوم (مع عبدالقادر عابد)، الفلك والأنواء في التراث (٢).

علي إبراهيم عبود (١٣٥٢ - ١٤٢٦ه = ١٩٣٣ - ٢٠٠٥م) (تكملة معجم المؤلفين)



أصله من منطقة الكتياب شمال السودان، عمل خطّاطًا في بداية حياته، كما عمل في الجال الصحفي والدعوة وتحفيظ القرآن

(٢) وترجمته من كتابه الأخير، موقع جريدة الغد ١١/١١/
 ٢٠٠٦م، محافظة إربد ص٢٦.

الكريم، وحصل على الدكتوراه من الجامعة الإسلامية، وحاضر في جامعتي السودان وإفريقيا العالمية، وتولى رئاسة «منظمة سبيل الرشاد العالمية»، وهي منظمة خيرية دعوية تعليمية، تساعد الفقراء، وتبني الآبار، وتعمّر المساجد، وتؤهّل الأئمة والخطباء، وتوزّع المصاحف والكتب، وقد شارك في برامج تلفزيونية وإذاعية كثيرة، وتوفي يوم الجمعة في شهر ذي القعدة (٣).

#### علي أحمد باشا (۱۳٤۱ه - ۱۶۲۹ه = ۱۹۲۳م - ۲۰۰۸م)



ولد بمدينة مصياف السورية، درس في حماة واللاذقية، ونال إجازة في اللغة الفرنسية وآدابها من كلية الآداب بجامعة دمشق، ودبلومًا في التربية، ودرَّس في سورية والجزائر، وكان عضوًا في جمعية الترجمة باتحاد الكتاب العرب في دمشق. توفي صباح يوم الخميس لا محرم، ١٠ كانون الثاني.

من الكتب التي ترجمها: إيفا/حيمس هادلي شيز، حيل وجان/ ميشيل تورنييه، الحبّ المتبادل بين الزوجين/ البرتو مورافيا، دوستويفسكي: حياته – أعماله/ هنري ومتطلباتها، الرجل المحطم/ الطاهر بن حلون، رفاق شقائق النعمان/ هنري ترويا، الشيوخ والشباب: رواية عالمية/ رويجي بيرانديللو، صلاة الغائب/ الطاهر بن حلون، صوفيا أو نحاية المعارك/ هنري

(٣) شبكة معتز الإسلامية، والوسط الاقتصادي ١١/١٥/
 ٢٠٠٩م.

ترويا، ضريح الأمل: رواية/مانويل سكورزا، الكاتب العمومي/ الطاهر بن جلون، ابنة الكاتب/ هنري ترويا. وترجمات أخرى له ذكرت في (تكملة معجم المؤلفين)(١).

علي أحمد البرّاق (١٣٠٩ - ١٤٠٢هـ = ١٩٨١م - ١٩٨١م) مقرئ مشهور.



ولد في القيروان، حفظ القرآن والمبادئ الدينية، وشهد الحلق الفقهية ببلده، وأسهم في الكثير من الاحتفالات والمواسم الإسلامية. حجَّ سنة ١٣٧٠هـ، ورتَّل القرآن بالحرمين الشريفين. له في الإذاعة والتلفزة التونسية آثار صوتية كثيرة من التلاوات القرآنية والمدائح والأذكار. توفي يوم ٧ صفر، ٤ ديسمبر(٢).

على بن أحمد أبو بكر (13712- 1312 = 77814 - 18814) (تكملة معجم المؤلفين)

علي بن أحمد البهادلي (١٣٧٥ - ١٩٢٢ هـ؟ = ١٩٥٥ - ٢٠٠١م) (تكملة معجم المؤلفين)

علي أحمد بيومي (١٣٣٦ - ١٩٨٩ هـ ١٩١٧ – ١٩٨٩م) (تكملة معجم المؤلفين)

(١) تراجم أعضاء اتحاد الكتاب ص٨٧ مع إضافات.
 (٢) الموسوعة التونسية ٢١٤/١، مشاهير التونسيين

على أحمد الجريتلي (7771-7.316=71919-71919) عالم اقتصاد وزير.



ولد في الإسكندرية. حصل على إجازة في التجارة، ثم الدكتوراه من جامعة أكسفورد. عاد والتحق بهيئة التدريس في كلية التجارة بالقاهرة، ثم شغل العديد من المناصب بعد أن تعاون مع ثورة ٢٣ يونيو، منها كونه وزيرًا للمالية، ثم اختلف مع قادتما في أعقاب أحداث مارس الشهيرة، عندما قرر مجلس الوزراء إعادة الأحزاب والحياة النيابية، في حين عارض هو القرار، فقدم استقالته، ولم يشغل أي منصب حكومي بعد ذلك، ورفض منصب وزير الاقتصاد أكثر من مرة. ثم تعيّن ممثلًا مقوّمًا لبرنامج البيئة الدولية التابع للأمم المتحدة، فرئيسًا للمؤتمر الاقتصادي عام ١٤٠٢هـ. وتوفي يوم ٢٠ ذي الحجة، ٨ تشرين الأول (أكتوبر).



على أحمد الجريتلي عمل وزيرًا للمالية

وله كتب، أهمها عن النظام المصرفي في مصر، والنظام المصرفي في الدول العربية، وتاريخ الصناعة منذ عهد محمد على،

والتاريخ الاقتصادي للثورة بين ١٩٥٢م - ١٩٦٦م. وكان عازمًا على تقديم كتاب جديد يتناول فيه دور الفساد إبان مراحل النمو في شتى بلدان العالم تحت عنوان (في فضائل، أو في مدح الفساد)(7).

علي بن أحمد جميل (1711 - TPY(a = + + P(a - TVP(a) (تكملة معجم المؤلفين)

على بن أحمد الجنداري ( 171 - 7 . 31 = 7 . 11 - 71 19) عالم قاض.

مولده في العُنْسق باليمن. فقيه عالم، شاعر أديب، حافظ للقرآن عن ظهر قلب. خلُّف والده في التدريس في العنسق لمدة عشرين سنة، وتولَّى القضاء في الأهنوم، وكان الإمام أحمد حميد الدين يحيل إليه المسائل القضائية في الحجرية، ثم تولَّى قضاء الحديدة، فناحية مَقْبنة، ثم عيِّن في المحكمة العليا بصنعاء حتى أصيب بالشلل. نسخ بخطه الجميل بعض الكتب القديمة. ووفاته بصنعاء يوم ٢٩ شهر ربيع أول(١).

على بن أحمد الحَجْري (A171 - PP71 = ...P1 - PVP15)فاضل زيدي.



مولده في ذي أشرع باليمن. له معرفة بتاريخ اليمن في العصر الإسلامي وأعلامه، حفَّاظة لكثير من أشعار العرب. وكان قويَّ الجسم، جلدًا على حمل الأثقال. بني من

<sup>(</sup>٣) الجمهورية ٢١/ ١٠/ ١٩٩١م. (٤) هجر العلم ومعاقله ٣/ ١٤٨٢، نزهة النظر ص٤٣١.

ماله الخاص جسرًا. من أنصار الإمام يحيى بن حميد الدين، وتولى عدة أعمال. توفي في الذاري يوم ١٣ ربيع الأول.

من شعره حينما هاجمت الطائرات البريطانية مدن إب وغيرها كردِّ انتقامي لتقدم جيش الإمام يحيى حميد الدين، قوله:

طار خوفًا من جيشك الإنكلترا

حين أضحت له البسيطة قبرا

طلب الجوَّ للسلامة لمــــا

شاهــــد البَّر قد تأبَّط شرا وله من الكتب: الكوكب الدري من شعر علي بن أحمد الحجري، العقد الثمين في شمائل الإمام يحيي حميد الدين، سفينة(١).

علي أحمد راشد (۲۰۰۰ – ۲۲۲ه = ۲۰۰۰ – ۲۰۰۳م) (تكملة معجم المؤلفين)

علي أحمد الزبيدي (١٣٤٣ - ١٤٢٤هـ = ١٩٢٤ - ٢٠٠٣م) أديب ناقد.



ولد في بغداد. حصل على الدكتوراه في الآداب العربية والأدب المسرحي من جامعة السوربون، عمل عميدًا في جامعة بغداد عدة مرات، ونائبًا لرئيس الجامعة، شارك في تأسيس اتحاد المؤلفين والكتاب، حضر مؤتمرات وكتب في الصحف، وعرف باتجاهه القومي العربي. وقد اعتقل وعذّب بعد سقوط حكم البعث سنة ١٣٨٣هـ بعد سقوط حكم البعث المعث إلى الحكم

(١) هجر العلم ٢/ ٦٧٨، أعلام المؤلفين الزيدية ص٦٥٤، موسوعة الألقاب اليمنية1/ ٨٧٦.

في ١٧ تموز ١٩٦٨م توجس شرًا، فترك العراق إلى حامعات ليبيا والجزائر والمغرب للإسهام في تعريب المناهج، وعاد ليدرّس في كلية الآداب بجامعة بغداد، توفي يوم ٢٩ جمادى الأولى ٢٨ تموز (يوليو).

من كتبه المطبوعة: زهديات أبي نواس، من الأدب العباسي، المسرحية العربية في العراق، تاريخ الأدب المسرحي: المأساة اليونانية، الشعر والفنون (بالاشتراك)، دواوين الشعر العباسي، طرق البحث في تاريخ الأدب، العبث والانتحال في الأدب العباسي، مصادر أخبار بشار بن برد. وله كتب أخرى مخطوطة ذُكرت في (تكملة معجم المؤلفين)(٢).

#### علي بن أحمد السليماني (١٣٢٥ - ١٤١٦ه = ١٩٠٧ - ١٩٩٦م)

ولد في السفال بوادي يشبم في العوالق العليا باليمن. أخذ علومه في حضرموت، وحصل على العالمية من جامعة الأزهر، عاد ودرّس في مدرسة بازرعة الخيرية الإسلامية، ومنها إلى جدة مدرّسًا في مدرسة الفلاح، وعاد ليكون مستشارًا للمشيخة، ووفّق لعقد صلح بين فخائذ قبيلة آل عتيق، وكتب موضوعات دينية وأدبية وعلمية في صحيفة (الذكرى)، وعين قاضيًا بعد قيام دولة اتحاد وقدم برنامجه المشهور (نور على الدرب) في الجنوب العربي، لكنه ترك المنصب إلى تعز، إذاعتها، ثم مضى إلى السعودية، وعاد بعد اتحاد شقي اليمن، وتوفي في ١٥ رمضان،

ترك مخطوطًا عنوانه: الفتح الرباني في نسب آل السليماني<sup>(۳)</sup>.

#### علي بن أحمد الشوبكي (١٣٣٨ - ١٤١٣هـ = ١٩١٩ – ١٩٩٢م)



ولد في بغداد، وبما تلقى تعليمه الجامعي، ثم توظف في وزارة المعارف، وأسهم في التحرير والإشراف على مجلة (المعلم الجديد). وكان قومي النزعة، انتسب إلى جمعية اتحاد المؤلفين والكتاب أول تأسيسها الشعر في المرأة. وكان يوقع مقالات وقصائد له بأسماء مستعارة أحيانًا، منها: المقرزم، المقروح البدوي، عبدالمهيمن.

مؤلفاته: صفات المربي، الدكتورة عاتكة الخزرجي أمام القضاء، مقالات في التعليم والتربية (بالمشاركة)، كأس الصدود (شعر)، كأس الحياة (شعر، خ)، الدرس قبل اللعب (مسرحية شعرية) المدرسة والتربية وإدارة الصور.

وشارك في ترجمة ومراجعة بعض الكتب، منها: الساعة العجيبة: ٢٤ قصة، شخصيات العجيبة للمونالد كالروس، ساحر أوز، إضافة إلى كتب تعليمية للمرحلة الابتدائية في اللغة العربية والحساب والقياسات<sup>(1)</sup>.

#### علي أحمد طلب (١٣٥٥ - ١٣٤١ه = ١٩٣٧ - ٢٠١٠م) عالم لغوي أزهري.

(٤) معجم البابطين لشعراء العربية، معجم المؤلفين العراقيين
 ٢٧ ٣٤٣، معجم المؤلفين والكتاب العراقيين ١٥ / ٤٠١.

 <sup>(</sup>۲) موسوعة أعلام العلماء ۱۱/ ۵۳ معجم المؤلفين العراقيين ۲/ ٤٤٠.
 (۳) موسوعة الألقاب اليمنية ۲/ ۹۷۸ نقلاً مما كتبه نجيب عمد بابل.



من قرية بشطورة التابعة لمركز طهطا بمحافظة سوهاج، حصل على الدكتوراه من قسم اللغة العربية بجامعة الأزهر عام ١٣٩٨هـ، وقد تعرُّف على دعوة الإخوان المسلمين في نحو ۱۳۸۰هـ، وصار من رموزها، وعمل أستاذًا في كلية اللغة العربية بجامعة الأزهر في أسيوط، وفي جامعة أم القرى بمكة المكرمة، وجامعة الإمام بالرياض، وأشرف على رسائل الماجستير والدكتوراه، وكتب مقالات ودراسات في محلات شهيرة، مثل الأمة، والوعى الإسلامي، والعربي، وغيرها. وكان له برنامج يذاع في إذاعة القرآن الكريم بمكة المكرمة. شيع جثمانه في قريته يوم الخميس ١٢ ربيع الأول، ٢٥ فبراير. وله كتب في اللغة العربية، منها: إن وأخواتها (ماجستير؟)، لا واستعمالاتها في القرآن الكريم (دكتوراه)، أثر استعمال العامية في التدريس (بحث)، المرشد في اللغة العربية، صيغة فعيل واستعمالاتها في القرآن

علي بن أحمد العبد الجادر (۱۳۳۱ - ۱۹۱۱ه = ۱۹۱۲ - ۱۹۹۰م) (تكملة معجم المؤلفين)

الكريم(١).

علي أحمد عبدالقيوم (١٣٦٢ - ١٤١٩ه = ١٩٤٣ - ١٩٩٨م) (تكملة معجم المؤلفين)

(١) القوصية كوم، وموقع الإخوان المسلمين (إثر وفاته) مع إضافات.

علي أحمد العجواني ( ۱۶۳۰ – ۲۰۱۱ م) (تكملة معجم المؤلفين)

علي بن أحمد آل عمر عسيري (١٣٧٢ - ١٤٢٨ه = ١٩٥٢ - ٢٠٠٧م) أديب شاعر إعلامي.



ولد في قرية الشبارقة القريبة من مدينة أبحا بالسعودية، حصل على إجازة في اللغة العربية من جامعة الإمام، درَّس بمدارس أبحا، ثم كان مديرًا للمركز الإعلامي فيها،

فمديرًا لمحطة تلفازها. أصدر مجلة «الجنوب» التي مؤلتها الغرفة التجارية الصناعية، وأسَّس مع آخرين لجنة التنشيط السياحي، وكان مشاركًا في تنظيم ملتقى أبما الثقافي الذي يقام كلَّ عام، وعمل أمينًا عامًا فعاليات وأمسيات ثقافية، وهو فعاليات وأمسيات ثقافية، وهو ونشر مقالات في صحف ونشر مقالات في صحف من اللجان الثقافية والإعلامية وعلاما، مات في أواسط جمادى الآخرة.

صدر فيه كتاب:
علي آل عمر: مشوار الحياة
وصدى الرحيل/ جمع وإعداد
عادل آل عمر عسيري،
۲۲۳هـ، ۲۲۳ص.

وقدِّمت في أدبه رسالة الماجستير: علي آل عمر عسيري: حياته وشعره/ شيمة محمد الشمري (جامعة الإمام، ١٤٣٢هـ).

# Ggiali

علي بن أحمد آل عسيري أصدر مجلة (الجنوب)

مؤلفاته المطبوعة: أبحا في التاريخ والأدب، رماد الوجه الحنطي (شعر)، صابر (مسرحية شعرية للنشء)، قصائد غاضبة، من قصائدي (أعماله الشعرية)، قصائد للوطن، قصائد من الجبل (مع آخرين)، عسير في مواجهة التطرف والإرهاب (مع سعد مارق وأحمد فتحى عامر).

والمخطوطة: مكة في رياض الشعر، دور الإعلام في مكافحة المتنبي في شعره (٢).



علي آل عمر (خطه)

(۲) شذا العبير ص٣٣٦، معجم البابطين ٣/ ٥٣٨،
 الكتاب الذي ألّف فيه.

#### علي أحمد عنتر (١٣٥٦ - ١٤٠٦ه = ١٩٣٧ - ١٩٨٦) عسكري شيوعي وزير.



ولد بمدينة الضالع في محافظة لحج باليمن، التحق بالعمل السياسي المنظم لحركة القوميين العرب في الكويت، وتحمل مسؤولية تأسيس الخلايا السرية لفرع الحركة في الضالع أواخر عام ١٩٦١م، وقاد نشاطه السياسي، وكان قائدًا عسكريًا وسياسيًا لمنطقة الضالع إبان الكفاح المسلح. انتُخب عضوًا في اللجنة المركزية للتنظيم السياسي للجبهة القومية، ثم في المكتب السياسي للحزب الاشتراكي اليمني، وكان عضو مجلس الرئاسة بعد الخطوة «التصحيحية» عام ١٩٦٩م، ونائبًا أول لرئيس الوزراء ووزير الحكم المحلى. ثم صار وزيرًا للدفاع سنة ١٣٩٧هـ (١٩٧٧م). التحق بدورتين عسكريتين في الاتحاد السوفييتي، وبقى في عضوية المكتب السياسي، ونائبًا لرئيس هيئة رئاسة الجلس الأعلى، إلى أن قتل في قاعة المكتب السياسي يوم الاثنين ٣ جمادي الأولى، ١٣ كانون الثاني (يناير). وصدر كتاب: على عنتر: الكفاح التحرري وهموم مسيرة الثورة: ذكريات وأحاديث وموضوعات/ إعداد محمد مثني ناصر، مندعى ديان. وفيه محمل ذكرياته وأحاديثه وكلماته ورسائله ومحاضراته، وقد قدم له على سالم البيِّض(١).

(١) والمعلومات السابقة من الكتاب المذكور، موسوعة الألقاب اليمنية ٤/ ٧١٥.

#### علي بن أحمد الفالي (١٣٦٥ - ١٣٠٧ه = ١٩٤٥ - ١٩٨٧م) (تكملة معجم المؤلفين)

#### علي أحمد القليصي (١٣٥٩ - ١٤٢٧هـ = ١٩٤٠ - ٢٠٠٦م) عالم فقيه.

من اليمن. حصل على الدكتوراه في الفقه من الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، وعاد فأمَّ في مسجد الجزيزي ٢٢ عامًا، وكان فقيهًا زاهدًا خطيبًا، محبًا للمسجد وأهله، يبقى فيه من العصر إلى العشاء، درَّس في كلية الشريعة والقانون، وفي كلية الشرطة، والجامعة اليمنية، وجامعة العلوم، ومات يوم الثلاثاء ٥ شعبان.

من مؤلفاته: فقه العبادات (٢ مج)، فقه المعاملات المالية في الشريعة الإسلامية (٢ مج)، مدخل الفقه الإسلامي، وغيرها. ورسالته في الماجستير: جريمة السرقة وعقوبتها في الشريعة الإسلامية. وفي الدكتوراه: عقد بيع الغرر وأحكامه في الشريعة الاسلامية(٢).

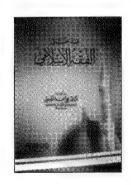

علي أحمد مرعي (۱۰۰۰ – ۱٤۲۸ه = ۲۰۰۰ – ۲۰۰۷م) فقيه أزهري.

والده أحمد على مرعي شيخ عموم المقارئ المصرية.

حصل على الدكتوراه من كلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر عام ١٣٩٣ه، ثم كان أستاذًا بالكلية المذكورة وعميدًا لها. توفي آخر أيام محرم، أواسط فبراير.

من مؤلفاته التي وقفت على عناوينها: بحوث في الميراث، تحقيق كتاب اللقطة من كتاب الحاوي للماوردي (تحقيق، رسالته في الماجستير من جامعة الأزهر)، تعليل حكم الربا، القصاص والحدود في الفقه الإسلامي، فسخ العقد في الشريعة الإسلامية (دكتوراه)، موقف العلماء من القياس الأصولي (بحث طويل محكم).

#### علي أحمد النعمي (١٣٥٦ - ١٣٥٠ه = ١٩٣٧ - ٢٠٠٩م)



ولد في جازان بالسعودية، حصل على إجازة في اللغة العربية من جامعة الإمام، ودبلوم عام في التربية من جامعة أم القرى. عمل سنوات في الصحف، ومأذونًا شرعيًا، ومدير مدرسة، وكان رئيس لجنة الشعر في نادي جازان الأدبي. أقام أمسيات شعرية ولقاءات ثقافية، ومثّل بلده في عدد من المهرجانات الشعرية.

صدر في شعره كتاب: شعر علي بن أحمد النعمي/ أحمد بن عبدالله الصم. - جازان: النادي الأدبى، ١٤٢٩هـ.

ولعله رسالته الماجستير: علي بن أحمد النعمي: حياته وشعره/ أحمد عبدالله الصم

<sup>(</sup>٢) منتديات صوت اليمن (إثر وفاته) وإضافات.

إِللَّهِ وَصَارَتُ مُطُلُبًا سَانِكًا
لِلْعَيْلِ، وَالْفَالِ ، كُسِرُ مُذَا الْعَيْلِ، وَالْفَالِ ، كُسِرُ مُذَا الْحَيْفِ مِنْ مُؤَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الرَّعَاعِ الرَّعَاعِ الرَّعَاعِ السَّمِينَ المُعْيُونِ الرَّعَاعِ السَّمِينَ المُعْيُونِ الرَّعَاعِ السَّمِينَ المُعْيُونِ الرَّعَاءِ السَّمِينَ المُعْيُونِ الرَّعَاءِ السَّمِينَ المُعْيُونِ الرَّعَاءِ السَّمِينَ المُعْيَوِنِ الرَّعَاءِ السَّمِينَ المُعْيَوْنِ الرَّعَاءِ السَّمِينَ المُعْيَوْنِ الرَّعَاءِ السَّمِينَ المُعْيَوْنِ الرَّعَاءِ السَّمِينَ المُعْيَوْنِ الرَّعَاءِ السَّمِينَ السَّمِينَ السَّمَاءِ السَّمَاءِ السَّمِينَ السَّمَاءِ السَّمَةُ السَّمَاءِ السَّمَاءُ السَّمَاءُ السَّمَاءُ السَّمَاءُ السَّمَاءِ السَّمَاءُ السَّمَاءِ السَّمَاءِ السَّمَاءِ السَّمَاءُ السَّمَاءِ السَمَاءِ السَمَاءِ السَّمَاءِ السَّمَاءِ السَّمَاءِ السَّمَاءِ السَّمَاءِ السَّمَاءِ السَّمَاءِ السَّمَاءِ السَمَاءِ السَّمَاءِ السَّمَاءِ السَمَاءِ السَّمَاءِ السَّمَاءِ السَّمَاءِ السَّمَاءِ السَمَاءِ السَّمَاءِ السَّمَاءِ السَمَاءِ السَّمَاءِ السَّمَاءِ السَّمَاءِ السَّمَاءِ السَّمَاءِ السَّمَاءِ السَّمَاءِ السَّمَاءِ السَمَاءِ السَمَاءِ السَّمَاءِ السَمَاءِ السَمَاءُ السَمَاءِ السَمَاءُ السَمَعِي السَمَاءِ السَمَاءُ السَمَاءِ السَمَاءُ السَمَاءُ السَمَاءُ ا

نِي « َفَرْنَ » بِهُ نُنْنَى حِمْی عَاصِمٌ. وَدِدَدَ تَهُرَّعْنَ » فَوُلُمُ الْقِلَاعِ الْحَرْجِةَ ٩ دَا هِ عِدْ عِلْمَالِيْمِي عَلَيْدَ

على النعمي (خطه وتوقيعه)

( جامعة أم القرى، ٢٤١ه).

دُواوينه: الأرض: الوطن الحبّ الكبير، الأرض والعشق، جراح قلب، ديوان عن الحبّ ومنى الحلم، الرحيل إلى الأعماق، قسمات وملامح، لعيني لؤلؤة الخليج: كويت الملحمة، النغم الحزين(١).

#### علي بن أحمد أبو الوفا الشرقاوي (١٣٤٢ - ١٤١٨ه = ١٩٢٣ - ١٩٩٧م)

شيخ صوفي.

من مواليد مدينة نجع حمادي بصعيد مصر، حفظ القرآن الكريم، وثقف نفسه، وتصوّف، وصار شيخًا للطريقة الخلوتية الوفائية خلفًا لوالده، وكان يحب العلماء ويجالسهم ويجالسونه.

نُشرت له قصائد، وطبع ديوانه: مديحتان لأشرف الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم (٢).

على الأحمدي = على بن حسين الأحمدي

(١) مجلة كلية الملك عبدالعزيز الحربية ع ٢٤ (١٤٢٣)
 ص٩٦، موسوعة الشخصيات السعودية ص٥٨٣، معجم البابطين للشعراء العرب ٣/ ٥٣٤.

(٢) معجم البابطين لشعراء العربية.

علي أدهم (١٣١٥ - ١٠١١ه = ١٨٩٧ - ١٩٨١)



من مصر. لم يحصل على ثقافة دراسية، وإنما علم نفسه بنفسه، وحصًّل علمًا غزيرًا، وثقافة موسوعية، اجتنب الحياة السياسية، وابتعد عن الأحزاب، وكان على علاقة جيدة بالعقاد، الذي تولى تقديم بعض كتبه، وأثنى عليه. وقد أتقن فنَّ تراجم الأبطال والشخصيات، وأجاد اللغة الإنجليزية إجادة تامة، وكان من أهم المترجمين عنها، وقد ترجم مجموعة من المؤلفات الفلسفية والفنية والأدبية، وأشرف مدة على مجلة (الكتاب العربي) التي صدرت في مصر لخدمة الكتاب والتعريف به. حاز وسام العلوم والفنون والآداب من الطبقة الأولى عام ١٣٩٧هـ.

صدر فيه كتاب: على أدهم بين الأدب والتاريخ/ أحمد حسين الطماوي. - القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب، ١٤١٠ه، ١٢٠٠٠.

ونوقشت رسالة ماجستير عنوانها: فنُّ المقالة عند علي أدهم/ محمد سيد أحمد (جامعة الأزهر، ١٤١٤هـ).

من أعماله: أبو جعفر المنصور، الاشتراكية والشيوعية، بعض مؤرخي الإسلام، تاريخ التاريخ، الجمعيات السرية، حقيقة الشيوعية (تقديم جمال عبدالناصر)، الخطايا السبع (ترجمة)، صقر قريش، الفوضوية، المذاهب السياسية المعاصرة، لماذا يشقى الإنسان؟ فصول في الحياة والمجتمع والتاريخ، محاورات

رينان الفلسفية/ أرنست رينان (ترجمة). وله مؤلفات أخرى ذُكرت في (تكملة معجم المؤلفين) (٢٠).

علي بن أسد الله الغروي (۱۳۳٤ – ۱۹۱۹ه = ۱۹۱۰ – ۱۹۹۸م) فقيه شيعي.



ولد في تبريز، درس العلوم الشرعية على علماء الشيعة في قم والنجف، أجيز بالاجتهاد سنة ١٣٧٢هـ واستقلَّ بالبحث والتدريس. توفي بكربلاء يوم الخميس ٢٣

طبع له: التنقيح في شرح العروة الوثقى (١٠ مج)، موجز الفتاوى المستنبطة. وله من المخطوط: تعليقة على كفاية الأصول، تعليقة على مكاسب الأنصاري، رسالة في الرضاع، تقريرات الأصول من بحث حسين الحلي، تقريرات الفقه، تقريرات الأصول من بحث الزنجاني، فروع تقريرات الأحمالي، رسالة في القواعد الثلاث: الفراغ – التجاوز – أصالة الصحة. وله المؤلفين) (٤٠).

<sup>(</sup>٣) الثقافة (مصر) ع ٨٩ (فبراير ١٩٨١م)، مائة شخصية مصرية وشخصية ص١٨١ (وفيه أنه مات في يناير ١٩٨٢م)، قمم أدبية ص٠٤٠، موسوعة أعلام الفكر الإسلامي ص٧٢٧.

<sup>(</sup>٤) المنتخب من أعلام الفكر ص٣١١. ووردت ولادته في موقع ١٣٩٨ه، وذكر له كتاب (التنقيح) في ١٥ مجلدًا.

#### علي إسماعيل (۲۰۰۰ - ۱٤۲٥هـ = ۲۰۰۰ م) (تكملة معجم المؤلفين)

علي الأسمري = علي حسن الأسمري

علي أكبر بن رضي الدين البرقعي (١٣١٧ - ١٤٠٨ = ١٨٩٩ - ١٩٩٨) (تكملة معجم المؤلفين)

علي أكبر فيض المشكيني (١٣٤٠ - ١٤٢٨ه = ١٩٢١ - ٢٠٠٧م) فقيه شيعي مجتهد.



ولد في إحدى قرى مدينة مشكين شهر بإيران. درس مع والده في النجف، ثم في أردبيل، واستقر في مدينة قم مكملًا دراسته في الحوزة، ثم كان أحد الأساتذة المشهورين في دروس الفقه والأصول. من شيوخه البروجردي والخميني. أنشأ مؤسسة الهادي التي طبعت ونشرت الكتب الشيعية، ثم كان إمام جمعة مدينة قم، ورئيس مجلس خبراء القيادة.

له تصانيف لم يذكر لغتها، لكني رأيت بينها ما هو باللغة العربية، وهي: دروس في الأخلاق، اصطلاح الأصول، مصطلحات الفقه، الفقه المأثور، المواعظ العددية، بحث التكامل من وجهة نظر القرآن الكريم، تحرير المعالم، الأرض وما فيها، ما هو التقليد. وغيرها من المذكورة في (تكملة معجم المؤلفين)(1).

(١) منتديات البحرين (صفر ١٤٢٩هـ).

#### علي أمقران السحنوني (١٣٥٥ - ١٤١٦ه؟ = ١٩٣٦ - ١٩٩٥م) (تكملة معجم المؤلفين)

# (تكملة معجم المؤلفين)

#### علي أمين الرشيدي (١٣٧٢ - ١٤١٧ه = ١٩٥٢ - ١٩٩٦م) قيادي من القاعدة.

عرف برأبو عبيدة البنشيري).

أصله من مصر. وكان ضابطًا سابقًا في المخابرات. ذكر أنه المؤسِّس الحقيقي لتنظيم القاعدة، وأنه رجل القاعدة الأول، وقد ذكر ابن لادن نفسه في لقاء معه أن اسم القاعدة جاء من معسكرات التدريب التي أسَّسها البنشيري، وأغم كانوا يسمونها «القاعدة»، فبقى الاسم على التنظيم. وذكر أحد القريبين له أنه كان شعلة من الذكاء الوقّاد والتفايي والإخلاص للمبادئ، وأنه كان من أبرز المقاتلين العرب في أفغانستان، وسمِّي «البنشيري» لخوضه معارك ضارية في منطقة (بنشير)، كما لقب برأسد بنشير). وقد زار السودان، وأقام فيها مع قيادات تنظيم القاعدة الذين انتقلوا إليها من أفغانستان بعد قيام ثورة الإنقاذ، لكنه سرعان ما خرج مع غيره بعد تغير استراتيجية الحكومة، واعتبرته المخابرات الأمريكية المخطّط الرئيسي لعمليات تفجير سفارتي أمريكا بدار السلام ونيروبي، وكذلك العمليات في الصومال وغيرها، وأنه المحرك الأساسى لعمليات القاعدة، ويعنى أنه القائد العسكري للتنظيم. وكان متزوجًا من مصرية وأخرى كينية، وذكرت زوجته الأحيرة أنه غرق في بحيرة فيكتوريا عندما استخدم عبّارة فيها عدد كبير من العابرين، في شهر محرم، أوائل يونيو<sup>(٢)</sup>.

 (٢) مما ذكره (عثمان ميرغني) في الحلقة الثامنة من ذكرياته مع القاعدة في صحيفة (التيار) في موقع الصحيفة، ولم يظهر
 تا يخوا.

علي أمين يوسف (١٣٣٣ - ١٣٩٦ه = ١٩١٤ - ١٩٧٦م) صحافي مشهور.



ولادته في القاهرة. حاصل على إجازة في الهندسة من جامعة شيفيلد بإنجلترا. بدأ موظفًا في مصلحة الميكانيكا، ثم محررًا في محلة «آخر ساعة» عام ١٩٣٦م، ثم نائبًا لرئيس التحرير، وشارك في إصدار جريدة «المصري». عمل محررًا في مجلة «الاثنين»، ومديرًا عامًا لمستخدمي الحكومة والمعاشات. عيّن عضوًا في مجلس إدارة «أخبار اليوم»، ومجلس إدارة «دار الهلال» ورئيسًا لمجلس إدارتها، ثم محررًا متجولًا له الأهرام». من رواد الصحافة المصرية والعربية. أنشأ مع أحيه مصطفى أمين جريدة «أخبار اليوم» عام ١٣٦٨هـ (١٩٤٨م)، وجريدة «الأخبار» و «آخر لحظة» و «الجيل الجديد» عام ۱۹۰۱ و «كتاب اليوم». وكان له عمود يومي بعنوان «فكرة» تابع كتابته بعد وفاته شقيقه مصطفى. وهو صاحب فكرة «عيد الأم» والمشروع الخيري «ليلة القدر». وذكر في مقدمة كتابه «فكرة في المنفى» أنه عاش بعيدًا عن بلاده تسع سنوات، وأنه تنقل خلالها بين لندن وبيروت وروما وباريس وميونيخ وعدد من بلاد أوربا، وأنه رفض أن يستسلم للنفى والتشريد، فكتب في المنفى ٣٢٨٥ فكرة، وفي كتابه المذكور بعضها. توفي يوم ٤ ربيع الآخر ٣ أبريل.



علي أمين أنشأ جريدة (أخبار اليوم) مع أخيه مصطفى

ومماكتب فيه:

علي أمين: شخصية.. ومدرسة/ عبدالله زلطة (اقرأ؛ ٢٥١).

أسرار علي أمين ومصطفى أمين/ محمد السيد شوشة.

ومن كتبه: آخر يوم في الجنة (رواية)، أفكار للبيع، دعاء، فكرة في المنفى(١).

علي بابا خان (۱۳۲۸ - ۱۲۲۱ه = ۱۹۶۸ - ۲۰۰۰م) کاتب سیاسی، محرر صحفی.



ولد في بغداد. درس القانون في المغرب. نال الدكتوراه من جامعة السوربون متخصصًا في العلوم السياسية. عمل مديرًا لجلة «دراسات كردية» الصادرة في فرنسا، ونشر عددًا من المقالات في الصحف والمجلات العربية، كما عمل مراسلًا صحفيًا لعدد من الصحف ووكالات الأنباء العربية والعالمية، وقد تأثرت كتاباته بالثقافتين العربية والفالمية، وقد تأثرت من المدافعين عن حقوق الأكراد والعاملين على إبراز مأساتهم، خصوصًا أكراد واسط وجنوب العراق المعروفين بالأكراد الفيلية وهجرت أسرته لتبعيتها لإيران. مات في باريس يوم ١١ ربيع الأول لإيران مات في باريس يوم ١١ ربيع الأول

 (١) أعلام الصحافة في الوطن العربي ١/ ٣٧٩، الموسوعة العربية الميسرة ٣/ ١٦٥٦، أعلام مصر في القرن العشرين ص٣٣٧، معجم الروائيين العرب ٢٩٦.

أصدر عددًا من الكتب السياسية، منها كتابان بالفرنسية: تحجير الشيعة في العراق: بين ١٩٧٠ و ١٩٩٠م، أكراد العراق: تاريخهم وحملات تحجيرهم من قبل نظام صدام حسين، دراسة حول تاريخ مدينة كربلاء (خ)(٢).

على باشا = على أحمد باشا

**علي باقر العوامي** (۱۳۲۳ - ۱۳۲۲ه = ۱۹۲۴ - ۲۰۰۲م) کاتب صحفی.



من القطيف بالسعودية. اشتغل بالعمل الثقافي والكتابة الصحفية منذ زمن مبكر، فكتب في مجلة (اليمامة) مع حمد الجاسر وفي (أخبار الظهران) مع عبدالكريم جهيمان، وفي صحف ودوريات أخرى، مثل الفجر الجديد، وصوت البحرين، والعرفان، والأديب. وكان من أوائل المطالبين بتحرير المرأة. توفي صبيحة يوم الثلاثاء ١٤ ذي الحجة، الموافق ٢٦ شباط.

وترك «مذكرات» مخطوطة.

وصدر له بعد وفاته: رجال عاصرتهم، الحركة الوطنية السعودية ١٩٧٣-١٩٧٣م (ج١)(١).

#### علي بحري = علي أحمد الأمين

(۲) الفيصل ع ۲۸۷ (جماد الأولى ۱۲۱۱ه) ص۱۳۳۰
 (۳) الرياض (۱۲/۱۲/۱۲ ۱۸۵)، الحياة ع ۱٤٢٣٣
 (۲۰/ ۱۲/۲۲) معجم أعلام القطيف ص۲۲۱ (ونيه وفاته ۱٤٢٣هـ).

علي بدر الدين (١٣٦٩ - ١٩٤١ه = ١٩٤٩ - ١٩٨٠م) (تكملة معجم المؤلفين)

علي بدر الدين بن مصطفى (١٣٢٧ - ١٤٠٦هـ = ١٩٠٩ - ١٩٨٦م) طبيب أديب.



من بلدة النبطية جنوبي لبنان، تخرَّج طبيبًا حرَّاحًا من الجامعة الأمريكية ببيروت، ثم المتهن الطبّ، وتسلم مسؤولية المستوصفات الطبية الحكومية، ومصلحة الإنعاش الطبية عام ١٣٩٧هـ (١٩٧٧م)، وعاد الطائفية عام ١٣٩٧هـ (لينتخب رئيسًا للرابطة الماشمية، ونائبًا عن الجنوب، ثم استقال من العمل السياسي وتفرَّغ لمهنة الطب والأدب. وكانت عبادته منتدى فكريًا وأدبيًا. وأكثر نتاجه مخطوط. ووقَّع مقالات باسم «أبي

صدر فيه كتاب: الذكرى السنوية الأولى للفقيد النابغة على بدر الدين، ١٤٠٧هـ، وجُمعت مقالاته وما قيل فيه بعد وفاته في كتاب صدر بعنوان: الدكتور علي بدر الدين أديبًا وسياسيًا/ جمعه وحققه وقدم له حسن محمد نور الدين، ٢٩١هـ، ١٨٥

وله: على هامش الفتنة (ألفية نظمها اثناء إقامته في عمَّان)، خواطر الصبا (شعر، خ)، جوزة الهند والفأرة (خ)(أ).

 <sup>(</sup>٤) مشاهير الشعراء والأدباء ص١٦٦ (وفيه اسمه: علي مصطفى بدر الدين)، معجم البابطين لشعراء العربية.

على البدري = على عباس البدري

علي بدور = علي بن عبدالقادر بدور

علي بن البصو البصو بي (١٣١٤ - ١٤٠٣ه = ١٨٩٦ - ١٩٩٣م) (تكملة معجم المؤلفين)

على البطل = على بن عبدالمعطى البطل

علي بن أبي بكر بافضل (١٣٢٣ - ١٣٩٩هـ = ١٩٠٥ - ١٩٧٩م) فقيه مفت.

من مواليد مدينة تريم بحضرموت، وتلقى علومه على كبار علمائها، مثل مفتيها أبي بكر بن أحمد الخطيب، وعبدالله عمر الشاطري، وعلي بن زين الهادي. وعُرف بين أقرانه بالفقه وبرز فيه، وحقَّق في المسائل ودقَّق في المراجعات واستنبط، وما كان يملُّ من قراءة الشروح بعد المتون مع التعليقات والحواشي، حتى لا يفوته شيء منها، واستفاد منه بعض الفقهاء. وتوفي في المخرة.

له: تعلیقات علی بغیة المسترشدین، وفتاوی له صدرت بعد وفاته بعنوان: مواهب الفضل من فتاوی بافضل(۱).

علي (قديري) بن أبي بكر بن سالم (۱۴۰۰ - ۱۹۸۰ه؟ = ۲۰۰۰ - ۱۹۸۰م؟) (تكملة معجم المؤلفين)

علي بكر الكنوي (١٣٣٤ - ١٣٩٩هـ = ١٩١٥ - ١٩٧٨م) عالم أديب.

من مكة المكرمة. التحق بالمدرسة الصولتية وتخرج منها. لازم حلقات علماء المسجد الحرام وأخذ عنهم، منهم الشيخ حسن

(۱) جهود نقهاء حضرموت ۱۳۰۷/۲ ووفاته من آخر
 ما ترجم له، بینما وردت أولًا: ۱۳۹۸هـ.

المشاط. ثم درّس بالمسجد الحرام، وبكلية الشريعة في جامعة أم القرى، وصار له تلامذة في أنحاء متفرقة من العالم. توفي مساء يوم السبت ٩ محرم، ٨ ديسمبر. كانت له مكتبة قيمة انتهت إلى مكتبة جامعة أم القرى.

له تقییدات وحواش علی بعض الکتب التی درسها، وأشعار مخطوطة (۲).

#### علي بن أبي بكر المشهور (۰۰۰ - ۱۹۸۲ه = ۰۰۰ - ۱۹۸۲م)

عالم تربوي داعية.

من آل مشهور مرزق، من بني علوي الحضارم. ولادته بتريم، وبما أخذ علومه، ثم انتقل إلى (أحور) عاصمة العوالق السفلى، حيث ألح عليه سلطانها عيدروس بن علي العولقي كي يبقى للدعوة والتعليم بما. فأقبل الناس عليه لطلب العلم، وكان من الدعاة ورجال التربية والتعليم، أزال كثيرًا من الجهالات والضلالات، وهدى الله به خلقًا كثيرًا، ثم انتقل إلى الحجاز منذ عام ١٣٩٢هم، وعين إمامًا لمسجد رمضان بجدّة، وتوفي صباح يوم الأربعاء رمضان بجدّة، وتوفي صباح يوم الأربعاء الشعبان (٣).

علي بناه الاشتهاردي (۱۳۲۰ - ۱۲۲۹ه = ۱۹۲۱ - ۲۰۰۸م) فقيه شيعي (آية الله).



- (٢) أعلام المكيين ٢/ ٨١٣، موقع قبلة الدينا (ذو الحجة ١٨٣٣)
  - (٣) موسوعة الألقاب اليمنية ٦/ ٤٣١.

ولد بمدينة اشتهاردة التابعة لمحافظة قزوين بإيران، تعلم علوم العربية، ثم دخل الحوزة الشيعية بمدينة قم حتى أجيز منها، ومن شيوخه: الخميني، ومحمد على الأراكي، ثم درّس وصنّف، ومات في ٥ رجب بقم. له مؤلف كبير يقع في ٣٠ مج، عنوانه: مدارك العروة، وهو شرح للعروة الوثقى مدارك العروة، وهو شرح للعروة الوثقى ومن عناوين كتبه الأخرى التي قرأتها بالعربية: تقريرات في أصول الفقه، التعاليم الأخلاقية، لماذا التغريب، لغات القرآن().

علي البودليمي = علي بن محمد البودليمي

علي بوزغيبة = علي ونيس بوزغيبة

علي البوصيري علي (١٣٦٥ - ١٤٣١ هـ = ١٩٤٥ - ٢٠١٠م) باحث في التاريخ الوطني.



من بلدية يفرن التابعة لمنطقة الرياينة بليبيا. حصل على إجازة التدريس الخاصة، وماجستير في التاريخ، وعمل في سلك التدريس، ثم انتقل للعمل بالمركز الوطني للمحفوظات والدراسات التاريخية، وكان من الرعيل الأول الذين عملوا في المركز منذ بداية تأسيسه، وصار ذا خبرة معلوماتية في هذا الجحال. توفي عشية يوم الأربعاء ٢٢ جمادى الأولى، ٥ مايو.

له الكثير من البحوث والدراسات التي أنجزها خلال مسيرته العلمية، ومما طبع له من الكتب: معركة تاقرفت (بالمشاركة)، بحوث ودراسات في التاريخ الليبي (٢ ج بالمشاركة)، موسوعة معارك الجهاد (١٢ ج، تجميع وإعداد)، موسوعة معارك الجهاد ضدَّ الاحتلال الإيطالي في الجزء الغربي من ليبيا أكتوبر ١٩١٢ – أغسطس ١٩١٤ (أصله رسالة ماجستير).

وله مقالات وبحوث مؤتمرات وأشرطة وثائقية (١).

على البولاقي = علي بن حسن البولاقي

علي بيتاي (۱۳٤٩ – ۱۳۹۸هـ = ۱۹۳۰ – ۱۹۷۸م) (تکملة معجم المؤلفين)

علي التاجر (۲۰۰۰ - ۱٤۲۹ه = ۲۰۰۰ - ۲۰۰۸م) (تكملة معجم المؤلفين)

علي توفيق = علي سيف الله محمد توفيق علي

علي توفيق سعد (۱۳۳۷ - ۱۶۲۰هـ؟ = ۱۹۱۸ - ۱۹۹۹م) باحث علمي وإداري أديب.



من برَّجا بلدة في إقليم الخرُّوب بلبنان.

 (١) المركز الوطني للمحفوظات ولدراسات التاريخية (موقع، ١٢/ ٥/ ١٠٠م)

حصل على دبلوم الدراسات العليا في الحقوق، وآحر في الاقتصاد السياسي، كلاهما من جامعة القديس يوسف، ثم حصل على درجة دكتور في الطب البيطري من جامعة باريس، ودبلوم في علم الوراثة الحيوانية من المعهد الزراعي، وآخر في التغذية الحيوانية من المعهد نفسه، عمل محاميًا، وكان عضو جبهة الاتحاد الوطني، وجبهة النضال الوطني، ورئيس «أسرة الجبل الملهم»، وأمينًا عامًا لاتحاد الكتاب اللبنانيين، ومدير الثروة الحيوانية في وزارة الزراعة، وأستاذًا جامعيًا في كلية الزراعة بالجامعة اللبنانية، وخبيرًا منتدبًا من قبل الأونيسكو وفي معاهد عربية عدة، رئيس جمعية الأطباء البيطريين. خاض المعركة الانتخابية عن دائرة الشوف ولكنه لم يوفق. له عدد من الترجمات الشعرية والمسرحية والعلمية، منها: محمد عيتاني الأديب والقصصى والإنسان، الشيخ عبدالله العلايلي مفكرًا ولغويًا وفقيهًا.

ومن ترجماته: شعر ناظم حكمت، عرس الدم (مسرحية شعرية)/ لفردريكو غارسيا لوركا، العرب من الأمس إلى الغد/ جاك بيرك.

وله قصائد مخطوطة ومقالات عديدة في الصحف (٢٠).

#### علي التوم محمد (١٣٥٢ - ٢٢٤ هـ = ١٩٣٣ - ٢٠٠٥م)

حبير زراعي عالمي.

من قبيلة الجعليين فرع العمراب بالسودان. حصل على إجازة في الزراعة من جامعة الخرطوم وعدة دبلومات. كان ذا ميول تحررية. عيِّن وزيرًا للزراعة والغابات في عهد النميري، وخبيرًا في منظمة الفاو بالأمم المتحدة، قدَّم بحوثًا ودراسات متخصصة

ومتميزة، عمل في روما وكثير من الدول الأفريقية حتى صار من أعلام هذه المنظمة. له بحوث وأوراق لم تطبع، ومذكرات كان يدونها قبل وفاته، ٢٤ ربيع الآخر، الأول من حزيران (يونيو)(٢٠.

#### **علي تونسي** (۱۳۵۳ – ۱۹۳۱ ه = ۱۹۳۴ – ۲۰۱۰م) ضابط أمن.



من الجزائر. التحق بثورة التحرير عام ١٣٧٦هـ (١٩٥٦) وقاتل في جبال الولاية التاريخية الخامسة في منطقة الغرب، ثم سُجن سنتين، عمل عشر سنوات في صفوف المخابرات برتبة عقيد، وعيَّنه الرئيس اليمين زروال على رأس الأمن الوطني، وطالت مدته في هذا المنصب الحسّاس (١٥) عامًا. وكان تعیینه فی عام ۱٤۱٦ه (۱۹۹٥)، فصار في صلب العمليات ضدَّ المسلحين من الحركات الإسلامية، واستحدث مصلحة مركزية لمحاربتها مرتبطة به شخصيًا، ورفع تعداد عناصر الشرطة إلى (٢٠٠٠٠٠) عنصر، وفتح الباب لتوظيف عشرة آلاف امرأة في الجهاز. قتله مساعد كبير له بعد أن أقاله من منصبه، ثم أصاب نفسه -وكان برتبة عقيد وقائد قوة المروحيات في الشرطة - يوم الخميس ١١ ربيع أول، ٢٥ شباط (فبراير). وما خفي لا يُعرف(١).

(٢) قرى ومدن لبنان ١/ ٢٣٣، معجم البابطين لشعراء

<sup>(</sup>٣) الأهرام عدد يوم الثلاثاء ١٤/٥/٢٢٢هـ

<sup>(</sup>٤) الجزيرة نت (في يوم مقتله)، العرب أون لاين (في المم التالي).

علي جابر = علي بن عبدالله جابر

علي جابر الصافي (١٣٩٠ - ١٤٢٠هـ = ١٩٧٠ - ٢٠٠٠م) (تكملة معجم المؤلفين)

**علي بن جبر الجبري** (۱۳۳۱ - ۱۹۱۵ه= ۱۹۱۷ – ۱۹۹۵م) (تكملة معجم المؤلفين)

على جريشة = على محمد جريشة

علي جليل الوردي (١٣٣٧ - ١٤٣٠هـ = ١٩١٨ - ٢٠٠٩م) (تكملة معجم المؤلفين)

علي الجمال الدمشقي (١٣١٣ - ١٤٠٤ه = ١٨٩٥ - ١٩٨٤م) (تكملة معجم المؤلفين)

علي جمال بن محمد عطية الناظر (١٣٤٩ - ١٤٢٧هـ = ١٩٣٠ - ٢٠٠٦م)



ولد في محافظة أسوان. حصل على إجازة في التجارة من جامعة فؤاد الأول، والماجستير من جامعة بتسبرج بأمريكا، عمل باحثًا في وزارة المالية والاقتصاد، ونائبًا لرئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ثم وزيرًا للتعاون الاقتصادي، ووزيرًا للسياحة والطيران، ورئيسًا لجمعية رجال الأعمال المصريين، وكان عضو المجالس الشعب القومية المتخصصة، وعضو مجلس الشعب

عن سوهاج، رأس ومثّل الحكومة المصرية في العديد من المؤتمرات الدولية، وحصّل جوائز، منها وسام الاستحقاق الإمبراطوري من اليابان. مات في شهر شعبان، أيلول (سبتمبر)(۱).

ESA

جمعيسة رجسال الاعمسال المستصريين Egyptian Businessmen's Association

علي جمال الناظر رأس جمعية رجال الاعمال المصريين

علي جمال الدين طاهر (۰۰۰ - ۲۲۲۱ه = ۰۰۰ - ۲۰۰۱م)

إعلامي.

من مصر. بدأ عمله في مجلة «المصوّر»، ثم كان مديرًا عامًا لوكالة «أورينت برس»، وامتدَّ عمله الصحافي أكثر من نصف قرن.



علي جمال الدين طاهر كان مديرً عامًا لوكالة أورينت برس»

علي الجمبلاطي = علي محمد الجمبلاطي

على الجندي = على محمد الجندي

علي جواد الطاهر (۱۳۳۸ - ۱۶۱۷ هـ = ۱۹۱۹ - ۱۹۳۸) أديب ناقد، باحث محقق، شيعي شيوعي.



(١) الموسوعة القومية للشخصيات المصرية ص٢٣٧.

العالية، وفي جامعة فؤاد الأول بالقاهرة، حصل على دبلوم في الحضارة الفرنسية من السوربون، ودكتوراه الدولة في الآداب من الجامعة نفسها. درَّس في العراق وفي السعودية، وأشرف على العديد من رسائل الماجستير والدكتوراه. ذكر أن أبرز أساتذته في مصر أمين الخولي، وأنه معجب لدرجة كبيرة بالأديب الفرنسي بيير مورو، وأن أكثر اتجاهه إلى القصة والنقد الأدبي، كما ذكر تحمُّسه للمدارس النقدية الجديدة، وشغفه بتتبع الكتب ومراجعتها ونقدها والكتابة فيها. وكان شيعيًا، حداثيًا، شيوعيًا. عضو اتحاد الكتاب. حضر ندوات ومهرجانات ومؤتمرات، وتعلم على يديه الكثير من النقاد والأدباء، وكرِّم من قبل جامعات ومؤسّسات علمية، وترك تراثًا زاخرًا متمثلًا في الكتب والبحوث والمقالات. ومات في ٢٦ جمادي الأولى، ٩ تشرين الأول.

من الحلة بالعراق. تخرج في دار المعلمين

وآلت مكتبته الخاصة مع مخطوطاته وأوراقه إلى مكتبة الملك فهد الوطنية بالرياض. ومماكتب فيه:

علي جواد الطاهر: ج. س؟. – بغداد: دار الشؤون الثقافية، ١١٧ هد.

الفكر النقدي عند الدكتور على جواد الطاهر/ قيس حمزة الخفاجي. بغداد: الحامعة المستنصرية، ١٤٢٠هـ (دكتوراه). برنامج طبقات فحول الشعراء/ محمود محمد شاكر، ١٤٠٠هـ (ردَّ فيه على المترجم له في مقال نشره في المجلد الثامن مجلة المورد العراقية).

فنُّ المقالة عند علي جواد الطاهر/ نوري محمد ظاهر علي. - العراق: جامعة تكريت، كلية التربية للبنات، ١٤١٨ هـ. - (رسالة ماجستير).

من عناوين كتبه: معجم المطبوعات العربية: المملكة العربية السعودية، مقالات، مقدمة في القصص مترجمة)،

مقدمة في النقد الأدبي، ملاحظات على وفيات الأعيان، ملاحظات على الموسوعة العربية الميسرة، من حديث القصة والمسرحية، فصول ذاتية من سيرة غير ذاتية، منهج البحث الأدبي، منهج البحث ومنهج في (المثل السائر)، منهج البحث ومنهج الدراسات الأدبية، نشر الشعر وتحقيقه في العراق (بالاشتراك)، وراء الأفق الأدبي، وزراء السلاحقة في شعر عصرهم. وكتب أحرى له أوردتما في (تكملة معجم المؤلفين)(۱).

علي بن جواد آل محيي الدين (١٣٥٠ - ١٩٣٧ه = ١٩٣١ - ٢٠٠٦م) (تكملة معجم المؤلفين)

علي الحاج بكري (۱۳۳۹ - ۱۳۳۱ه = ۱۹۲۰ - ۲۰۱۰م) شاعر تربوي إسلامي.



ولد في مدينة اللاذقية، حصل على الثانوية العامة وكان الأول في سورية، وبلغ من ذكائه أنه كتب موضوع الإنشاء والتعبير شعرًا بدل النثر. ثم حصل على الشهادة

(۱) أعلام الأدب العربي المعاصر  $\Upsilon$ /  $\Upsilon$ / موسوعة أعلام العراق  $\Upsilon$ / ۱٤٣، الفيصل ع  $\Upsilon$ 1 من  $\Upsilon$ 1 وح  $\Upsilon$ 0 س  $\Upsilon$ 1 العرب س  $\Upsilon$ 2 س  $\Upsilon$ 1 العرب العرب العرب العرب العرب العرب العرب العرب الوطني ع  $\Upsilon$ 1 من  $\Upsilon$ 1 من  $\Upsilon$ 2 من  $\Upsilon$ 3 من المصدر السابق أيضًا، العرب س  $\Upsilon$ 3 من المصدر السابق أيضًا، العرب س  $\Upsilon$ 3 من  $\Upsilon$ 4 موسوعة  $\Upsilon$ 5 من  $\Upsilon$ 7 معجم المؤلفين العراقيين  $\Upsilon$ 7  $\Upsilon$ 7 موسوعة  $\Upsilon$ 8 والشعراء العرب  $\Upsilon$ 7  $\Upsilon$ 7 من أعلام الفكر من  $\Upsilon$ 1 م  $\Upsilon$ 1 أفاق الإسلام ع  $\Upsilon$ 3 من  $\Upsilon$ 4 ( $\Upsilon$ 1 و  $\Upsilon$ 7 ) موسوعة معجم المؤلفين والكتاب العراقيين  $\Upsilon$ 3 ( $\Upsilon$ 7 ) موسوعة معجم المؤلفين والكتاب العراقيين  $\Upsilon$ 4 ( $\Upsilon$ 7 ) محب

الجامعية في الأدب، فالماجستير في التاريخ الإسلامي من لبنان، وامتهن التدريس مبكرًا، ثم كان مفتشًا، فمديرًا للمركز الثقافي باللاذقية ودمشق، ومديرًا للمكتبات العامة بسورية، وأستاذ مادة الثقافة الإسلامية بجامعة الإمام في الرياض، وكتب أناشيد إسلامية ووطنية، ولحن بعضها وأذيعت. وكان له برنامج يذاع من السعودية امتدً سنوات طويلة، وتابعه آلاف الناس، ووصل الى أكثر من (٤٦٤) حلقة، وكان بعنوان: تسبيح شاعر. وقد حصل على الجنسية الكندية.

# نسبيح شاعر

له كتاب: العقلية العربية بين الحربين. وله أكثر من (٤٠٠٠٠) بيت من الشعر العمودي، وأكثر من (٣٠) نشيدًا، وقد نشر بعض أشعاره في الصحف والمحلات السورية والسعودية، وأذاع القسم الأكبر منه في إذاعات جدة والرياض (٢).

#### علي حاجي عبدالله معلم حسين (نحو ۱۳۸۱ - ۱۶۳۳ ه = نحو ۱۹۲۱ - ۲۰۱۲م) عالم داعية.

من مواليد مدينة (وجير) شمال شرق كينيا، نشأ على والده العالم المفسّر، وعلى آخرين من العلماء، ورحل في طلب العلم إلى بلاد الحرمين، وتخرّج في كلية الشريعة بالجامعة الإسلامية في المدينة المنورة، عاد وأسّس مدرسة الاعتصام الإسلامية في مدينة وجير، تخرّج منها جمع كبير من الدعاة، كما أنشأ مركزًا يضمُّ المئات من الأيتام، قدّم لهم التعليم والكفالة الكاملة، وكان داعية شجاعًا، أمضى جلَّ وقته في

(۲) مما كتبه محمد زهير الخطيب في موقع رابطة أدباء الشام
 ۲/ ۲/ م، معجم البابطين للشعراء العرب.

تعليم الناس الخير، وتابع أعماله الخيرية والإصلاحية، فأسّس مجموعة كبيرة من مدارس القرآن الكريم والمدارس الإسلامية في القرى النائية، وقام بحفر العديد من الآبار السطحية وغيرها للمحتاجين في المنطقة، كما أنشأ وقفًا إسلاميًا لمدارس ... وتوفي ليلة الخميس ٢٤ ربيع الأول، ١٧ شباط (فبراير) في نيروبي (١٦).

#### على حافظ = على عبدالقادر حافظ

#### علي حافظ منصور (۰۰۰ - ۱۲۳۶ه = ۰۰۰ - ۲۰۱۳م)

أستاذ الاقتصاد.

من مصر. أستاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية في جامعة القاهرة، له كتابات في علوم الاقتصاد. نعي في يوم الأربعاء ٢٤ شعبان، ٣ يوليه.

كتبه: مقدمة في التجارة الدولية، التصاديات التجارة الدولية، مذكرات في التنمية الاقتصاد الجزئي (مع محمد عبدالمنعم عفر)، تأثير التغيرات الاقتصادية على الإسكان في مصر في الفترة ما بين ١٩٧٣ – ١٩٩٨م (مع وائل أبو نعمة ومحمد طلعت الدالي (لعله مؤلف مشارك؟).

#### علي حامل (۱۳۳۶ - ۱۹۱۳ه؟ = ۱۹۱۰ - ۱۹۹۳م)

محرر صحفي حزبي.

ولد في أم درمان. تخرج في كلية غردون قسم الكتبة والمحاسبين. تفرغ للعمل الصحفي، وتعيَّن رئيسًا لتحرير صحيفة (المؤتمر) لسان حال مؤتمر الخريجين. ثم رأس تحرير صحيفة «الاتحاد» لسان حال

(۲) مما كتبه آدم شيخ صالح في شبكة الشاهد ۱۸/۲/۱۸ م. مدرسة النجاح الإسلامية بلامو، ومدرسة

الفلاح الإسلامية في ممباسة. وكان خطيبًا

بارعًا، شاعرًا، ذا حافظة قوية، متواضعًا.

درَّس في زنحبار بمعهد الثقافة الإسلامية،

وعاد بعد الانقلاب فدرَّس في مسجد

الرياض بلامو. وكان صاحب رحلات

منتظمة، وله تلامذة. توفي أول ذي القعدة.

وتآليفه هي: نزهة النظر في علم مصطلح

الأثر، الطريقة السهلة لمعرفة الأوقات والقبلة،

بلة الأوام في أحكام ذوي الأرحام، خير الندا نظم قطر الندى، طرفة الأحباب نظم

متن الأحباب، مختصر الربع نظمًا، طرفة

الخلان في فنّ البيان، نظم تحفة الإخوان، المدمع الهاطل على داعى السواحل، شعره

(يجمع في ديوان)<sup>(٣)</sup>.

الحزب الوطني الاتحادي، وعمل في هيئة تحرير صحيفة «الرأي العام»، وعرف فيها بعموده الصحفي «في الصميم» حتى عام ١٣٨٩هـ. بعد انتفاضة السادس من أبريل إدارة «الصحافة» حتى توقفها في عام إدارة «الصحافة» حتى توقفها في عام الأشقاء. عضو الهيئة العامة للحزب الوطني الاتحادي.

الاتحاد

علي حامد رأس تحرير صحيفتي (الاتحاد) و(الرأي العام)

وله من الكتب: في الصميم، صفحات من تاريخ الحركة الوطنية(١).

**علي بن حامد الراوي** (۱۳۲۳ - ۱۹۲۶ه = ۱۹۶۶ - ۲۰۱۱م) خطّاط مقرئ.



ولد في الموصل، تخرَّج في معهد إعداد المعلمين، ثم تعيَّن معلمًا، ومدرسًا للخطِّ في معهد الخطَّ على كبار الخطَّاطين حتى برع فيه، وحصل على حوائز تقديرية عليه، وكتب الخطَّ على

(۱) معجم شخصیات مؤتمر الخریجین ص۹۶، معجم المؤلفین السودانیین ۲۰۲۲.

جوامع في مدن عراقية كثيرة، كما صمَّم وكتب عناوين المئات من أغلفة الكتب. كما درس على علماء الموصل، وخاصة القراءات والتجويد، حتى صار شيخًا قديرًا فيه، وأقرأ في مسجد العقبة، ومساجد بكر أفندي، والمدرسة الأحمدية، ومساجد أخرى، وفتح بيته لإقراء القرآن وتعليم الخط وعمل الخيرات، كما تولَّى الإمامة والخطابة في عدة جوامع، واستفادت جامعة الموصل من خبرته في فنِّ الخطِّ فألقى محاضرات فيها عدة سنوات. وتوفي يوم الثلاثاء ٣ معرم، ٢٩ تشرين الثاني.



#### علي حامد الراوي (لوحة من خطه)

له شعر متين نشر بعضه في جريدة (فتى العراق)، وكتب في علوم مختلفة، لكن لم يطبع من مؤلفاته سوى: دليل الحاج والمعتمر (۱).

علي بن الحبيب البدوي (١٣٢٥ - ١٩٨٨ = ١٩٠٧ - ١٩٨٨م) عالم ومدرِّس شرعي، خطيب شاعر.



ولد في لامو بكينيا من أصل حضرمي. درس على والده وعلى محمد المعاوي وأخواله العلماء. وكان ينوب عن والده في دروسه وهو في مقتبل العمر. درّس في

(۲) مدونة الدكتور إبراهيم العلاف ۳۰ / ۲۰۱۱ / ۲۰۱۱م،
 موقع جمعية قراء نينوى (محرم ۱٤۳۳هـ).

علي الحدَّاني ( ١٣٥٥ - ١٩٣٨ - ١٩٣٩ - ٢٠٠٧م) ( تكملة معجم المؤلفين )

على الحديدي = على رمضان الحديدي

على الحديدي = على محمد الحديدي

علي حراجلي (١٣٦٤ - ١٤٢١هـ؟ = ١٩٤٤ - ٢٠٠٠م) مهندس وزير.

من تبنين في قضاء بنت جبيل بلبنان. حاصل على دراسات عليا في الهندسة من أمريكا. أشرف على تصميم وتوسيع الحرمين الشريفين في مكة المكرمة والمدينة المنورة. وزير الأشغال العامة في حكومتين متعاقبتين (٤).

(٣) الرياض [يعني مسجد الرياض] بين ماضيه وحاضره/ صالح محمد علي بدوي. - لامو، كينيا: المؤلف، ١٤١٠ه، ص.٤.

(٤) قرى ومدن لبنان ٤/ ٢٩، معجم أسماء الأسر والأشخاص ص٢٣٤.

#### علي حسن الأسمري (١٣٦٤ - ١٣٣٤ه = ١٩٤٥ - ٢٠١٢م)

ٔدیب،



من عسير جنوب السعودية. أسهم في الكتابة للصحافة، وخاصة في مجلة (المنهل)، التي كان يحرِّر فيها رسالة عسير، إضافة إلى مشاركات أدبية وشعرية وإدارية، وفي فرع جمعية الثقافة والفنون بأبها، والنادي وكوَّن مكتبة كبيرة باعها في أواخر عمره للحاحة، قال: «والله إني أمرُّ بظروف مادية صعبة للغاية، ولو طلب مني توفير وجبة عشاء لضيف واحد لما استطعت، ولو كانت وجبة دجاج»! توفي في أبها يوم الأربعاء ١٤ رمضان، الأول من آب يوم الأربعاء ١٤ رمضان، الأول من آب إغسطس).

طُبع له: هموم ثقافية: عن المسيرة الأدبية في عسير (حما).

وله (١٥) كتابًا مخطوطًا، من ضمنها (متسكع في شارع الصحافة)، ومؤلفات أحرى لم تفسح للنشر(١).

#### علي بن حسن الأشكوري (١٣١٩ - ١٣٩٨هـ = ١٩٠١ - ١٩٧٨م) (تكملة معجم المؤلفين)

#### علي بن حسن البولاقي (١٣٢١ - ١٤٠٤ = ١٩٠٤ - ١٩٨٤م) عالم جليل، فقيه مجتهد.

هو علي حسن حسن النجشوشنجي البولاقي.

(۱) حريدة المدينة ۲۰۱۲/۸/۲م، وحوار معه نشر في ملحق الأربعاء (تابع للجريدة السابقة) يوم ۲۲ رجب ۱۲۲۲هـ.



المواريث (٢). حفظ القرآن الكريم، حصل على شهادة العالمية بنظام الانتساب، ثم تخصَّص في أصول الفقه. درَّس في معهد الزقازيق الديني. ابتعثه الأزهر إلى الكويت فأنشأ بما معهدًا، وظلَّ شيخًا له سبع سنوات، مدة إقامته هناك. عاد مدرسًا بمعهد القاهرة. ثم إلى الكويت عضوًا في الموسوعة الفقهية، فأشرف على إخراجها إلى جانب ما عمل من بحوث ومراجعة. أنشأ عام ١٣٥٨هـ (جمعية إحياء المساجد)، وكان أمينًا لجمعية النشر والتأليف بالأزهر، وعضوًا بجمعية الهداية الإسلامية، وبلجنة تقنين الشريعة الإسلامية، وبلجنة التفسير في المؤتمر الإسلامي، وبلجنة البحث في أحكام المعاملات الحديثة بالبنوك والتأمينات،

علي حسن حمودة ۱۳۳۱ – ۱۹۱۲ه = ۱۹۱۲ –

علي حسن حموده (۱۳۳۱ - ۱۶۱۹ه = ۱۹۱۷ - ۱۹۹۸م) (تکملة معجم المؤلفين)

يقرأ، حتى توفاه الله يوم الأحد ١٢ جمادى

رسالته في التخصص: إمتاع الأسماع بحجية

وله مذكرة في أحوال الوارثين وحساب

الآخرة، الموافق ٢٥ آذار (مارس).

الإجماع.

علي بن الحسن الخاقاني (١٣٣٩ - ١٤١١ه = ١٩٢٠ - ١٩٣٩م) (تكملة معجم المؤلفين)

**علي حسن سلامة** (۱۳۵۹ - ۱۳۹۹ه = ۱۹۶۰ - ۱۹۷۹م) سياسي عسكري.



ولد في قرية قولة من قضاء اللدّ، أتمَّ دراسته في القاهرة، وانضمَّ إلى حركة التحرير الوطني

 (٢) الأزهر (ذوالقعدة ١٤٠٤هـ) ص٩٧، وهو غير «علي بن حسين المرعي المعروف بالبولاقي، ت نحو ١٣٠٧هـ». وخلال هذه المدة كانت له مقالات

وفتاوى نشرها بمجلات. وأسهم بجهد وافر

في إعداد الموسوعة الفقهية بمصر، وأسند

إليه مجمع البحوث الإسلامية مهمة فحص

الكتب التي ترد إلى المجمع. وعندما كان في

معهد الزقازيق ألقي إليه أمانة الفتيا والرد

على المسائل، فتشكلت لديه مكتبة كبيرة لأجل ذلك. وكان حريصًا على المطالعة

والكتابة حتى كفَّ بصره، فكان يسمع

المواد الدينية من الإذاعة والتلفزيون، وكان

غيورًا على الدين، فإذا وجد خطأ كتب

إلى المسؤولين، وإن عرف صاحبه اتصل

به. وشديد التعلق بكتاب الله تعالى، يتلوه

آناء الليل وأطراف النهار، ولما كفَّ بصره

سجل القرآن كله بصوته، فآنًا يسمع وحينًا

الفلسطيني (فتح)، ثم عين مديرًا لدائرة التنظيم الشعبي في مكتب منظمة التحرير الفلسطينية بالكويت. والتحق بمعهد الدراسات الاستراتيجية في القاهرة، ثم انتقل إلى عمَّان، وعمل نائبًا لمفوض الرصد المركزي لحركة فتح في الأردن، ثم رئيسًا لجهاز أمن الرئاسة في منظمة التحرير للفرقة في الأردن انتقل إلى بيروت، حيث أسندت في الأردن انتقل إلى بيروت، حيث أسندت إليه قيادة العمليات الخارجية الخاصة ضد العدو الصهيوني في أنحاء العالم، مما جعل الأجهزة الصهيونية تطارده في كل مكان التعبو وحوده فيه، إلى أن اغتيل في بيروت يوم ٢٣ صفر، ٢٢ كانون الثاني (١٠).

علي حسن سلمان (۲۰۰۰ - ۱٤۳۱ه = ۲۰۰۰ - ۲۰۱۰م) (تكملة معجم المؤلفين)

علي حسن السمني (۰۰۰ - بعد ۱۳۹۸ه = ۰۰۰ - بعد ۱۹۷۸م) لغوی داعیة.

من مصر. حصل على درجة الماجستير اللغة العربية وآدابها بكلية الآداب في جامعة العربية وآدابها بكلية الآداب في جامعة عين شمس بالقاهرة، ثم كان أستاذًا بالكلية نفسها، وعلم اللغة العربية في جامعة اللغات الأجنبية ومعاهد يابانية من ١٣٨٣ اللغات الأجنبية ومعاهد يابانية من ١٣٨٣ من اليابانيين، وراجعه كبار الأساتذة واستفادوا منه. وكان يجلس في مسجد طوكيو بعد مصر كل يوم أحد ومعه عبدالكريم سايتو وصالح السامرائي لاستقبال من يسأل عن وصالح السامرائي لاستقبال من يسأل عن كثيرون، ومُنح وسامًا من قبل الإمبراطور

تقديرًا لخدماته في حقل الثقافة العربية الإسلامية.

رسالته في الماجستير: نقائض جرير والأخطل: دراسة تاريخية وأدبية. وفي الدكتوراه: شعر البهاء زهير: تحقيق ودراسة.

ومما ترجمه من اليابانية: تُوتُو تْشَنْ: الفتاة الصغيرة عند الشباك/ تيتسوكو كورويا ناغي (ترجمة مع أكيرا كويانو)(٢).



علي حسن شاهين (۱۰۰۰ - ۱٤۲٦ه = ۲۰۰۰ - ۲۰۰۰م) (تكملة معجم المؤلفين)

علي حسن عبدالقادر (۱۳۱۸ - ۱۶۱۰ه = ۱۹۰۰ - ۱۹۹۰م) عالم متصوف.



درس في المعهد الأزهري بالإسكندرية، وحاز شهادة العالمية وشهادة التخصص

في الفلسفة، سافر إلى أوروبا، وتعرَّف على بعض المستشرقين، مثل ماسينيون وهارتمان وجيب، وأشاد بجهود المستشرقين الآخرين مثل نولدكه وجولد تسيهر .. وأغم حدموا الإسلام كعلماء ودارسين! حصل على الدكتوراه من جامعة برلين، ودكتوراه أخرى من جامعة لندن، وشارك هناك في تأسيس المركز الإسلامي، وأنشأ مجلة إسلامية باللغة الإنجليزية. وفي مصر تولَّى عمادة كليتي أصول الدين والشريعة الإسلامية بالأزهر، ودرَّس الفقه والتوحيد، وكان عضوًا بحيئة كبار العلماء، وعضوًا بمجمع البحوث الإسلامية، علاوة على كونه شيخ الطريقة الشاذلية القادرية. وخارج مصر كان أستاذًا للفقه الإسلامي في جامعة لندن، وأستاذًا لجامعة كولومبيا، ومديرًا للمركز الإسلامي بواشنطن. كما أشرف على المركز الإسلامي بكندا وجزر البحر الكاريبي. توفي يوم ١٩ شوال، ۱۶ أيار (مايو).



علي حسن عبدالقادر كان مديرً للمركز الإسلامي بواشنطن

وله كتب، مثل: التصوف الإسلامي، رسالة المعتزلة، العقيدة والشريعة في الإسلام: تاريخ التطور العقدي والتشريعي في الديانة الإسلامية/ اجناس جولد تسيهر (ترجمة بالاشتراك مع آخرين)، المعراج/ عبدالكريم بن هوازن القشيري (تخريج وتحقيق)، نظرة عامة في تاريخ الفقه الإسلامي، الفقه الإسلامي ومتطلبات العصر، دراسات في الاقتصاد الإسلامي والمعاملات المعاصرة، أبو القاسم الجنيد ورسائله، دواء التفريط

 <sup>(</sup>۲) الإسلام في اليابان/ صالح مهدي السامرائي (ط۲)،
 الموسوعة الحرة ۲۰۱۲/۲/۲۱ وفيها أنه تولى إدارة المركز
 الإسلامي بطوكيو.

على بن حسن غسّال

(۱۳٤٢ - نحو ۱۳۹۰ه = ۱۹۲۳ - نحو ۱۹۷۰م)

(تكملة معجم المؤلفين)

علي حسن فدعق (١٣٣٥ - ١٤١٧هـ = ١٩١٦ - ١٩٩٦م)

أديب، إداري مالي.

للجنيد (نشر في نصوص فلسفية)، الرياضة وأدب النفس للحكيم الترمذي (تحقيق)، فقه المضاربة في التطبيق العلمي والتجديد الاقتصادي. وله مؤلفات أخرى ذكرت في (تكملة معجم المؤلفين)(١).

#### علي حسن عبدالله (١٣٣٦ - ١٤١٥ه : = ١٩١٧ - ١٩٩٥م) إداري.

ولد في الخرطوم. تخرَّج في كلية غردون، عمل محسبًا، ومفتش مركز، ومشرقًا على مكتب الحكومة المحلية. وقد أسهم في إرساء قواعد الحكم المحلي، وتأسيس المحالس المحلية بالمدن والأرياف، وإعداد القوانين واللوائح التي تنظم عمل المحالس، مما أكسبه خبرة في هذا المحال، واستفادت منه دول الخليج في ذلك، كما قدَّم خبراته إلى الدول الإفريقية عندما عمل خبيرًا في مجال الحكم المحلي بالأمم المتحدة، وأصبح مرجعًا في شؤون بالأمم المتحدة، وأصبح مرجعًا في شؤون

الحكم المحلي بإفريقيا. وقد كان ضابطًا إداريًا، ومفوض محافظات مختلفة، ثم وكيلًا لوزارة الحكم المحلي. ونائبًا لرئيس الاتحاد الدولي للحكم المحلي.

له بحوث ودراسات في مجال الاستيطان والنزوح والقبائل الرحَّل والنظام اللامركزي والحكم المحلي وتخطيط المدن.

كما وضع عددًا من الكتيبات عن الحكم المحلي صارت مرجعًا لموظفي المجالس المحلية، وطبع له كتاب: الحكم والإدارة في السودان (٢).

علي حسن أبو العلا (۱۳٤٣ - ۱۲۲۸ه = ۱۹۲۴ - ۲۰۰۷م) إداري شاعر.



ولد في مكة المكرمة، وبها درس إلى السنة الثالثة الثانوية. عمل في وظائف حكومية بوزارة المالية ووزارة الداخلية، ثم كان رئيسًا لبلدية جدة، ومستشارًا إداريًا بديوان إمارة مكة، ثم مساعدًا وسكرتيرًا للجنة الحجّ العليا، عضو لجان وجمعيات، صاحب مشاركات صحفية وإذاعية، وصالون أدبي «منتدى أبو العلا الأدبي». توفي يوم الأربعاء ٢٢ ربيع الآخر.

دواوینه: سطور علی الیم، سطور فوق

ا ست دمن شعی کردل ۰ کا د الره ۰ نسساً دنی مد سرهده اکتسمه ! ککان حوای هذه کرمات

بيريون كيف كياد الرهر .. وهل ومعه كرمود السرر ؟ عصل المنبأت عنوني ترى : دفرع حال دفرإمور فعل : أجل منهور عيون : ت شعاعاً شن الصور وفيح مالسور ما تجلل ... المأطره ومعان أخر ومدوسط تفرات الذي ترذيا لغوتمت المشو is o's live I be ein اذا المَا لَيُلِ فِي السَّرِي السَّرِي والالطاء درب الحال منمتة تحت ضود القر فلا تعمد المان من والله ودواة شفرى فكواره ن المناسمة فماسن بوصف جميل عطر

> علي أبو العلا (خطه) السحاب، بكاء الزهر.

من مؤلفاته الأخرى: من الزوايا وللتاريخ<sup>(٦)</sup>.

الشهادة الجامعية في السعودية، نال إجازة في القانون من العراق، ثم ابتعث إلى جامعة فؤاد الأول (جامعة القاهرة) إلا أنه لم يمكث فيها سوى ستة أشهر، التحق بعدها بوزارة المالية المصرية متدربًا على إعداد الميزانيات. عاد ليشارك في إعداد أول ميزانية سعودية، وكان عضوًا بمؤسسة «عكاظ» للصحافة وكان عضوًا بمؤسسة «عكاظ» للصحافة والنشر، وأخيرًا رئيس بلدية جدة. كتب مقالات في الصحافة المحلية، وكان معلقًا سياسيًا في جريدة «البلاد» مدة طويلة. وله الرحلات. مات في ١١ ربيع الآخر. الرحلات. مات في ١١ ربيع الآخر. من مؤلفاته التي وقفت على عناوينها: أيام في الشرق الأقصى، نفثات من أقلام

من مكة المكرمة. تلقّعي علومه بمدرسة

الفلاح. وكان سادس من حصل على

 (٣) الموسوعة الأديبة ٢١٤/٣، هوية الكاتب المكي ص١٢٢، شخصيات في ذاكرة الوطن ص٢٤٠، معجم (۱) القاهرة ع ۱۱۳ (ربيع الأول ۱٤۱۱هـ)، الأزهر (شعبان ۱۵۱۱هـ) الأزهر (شعبان ۱۵۱۱هـ) ص۲۰۹.

البابطين ٣/ ٥٢٨، معجم الكتاب والمؤلفين في السعودية ص ١٠٩.

الشباب الحجازي (بالاشتراك مع الزواوي

والساسي).

<sup>(</sup>٢) معجم المؤلفين السودانيين ٢/٤٤٤.

ولديه كتاب بعنوان: عشرون ليلة وليلة في المانيا الغربية، ونواة لديوان شعر، فلسفة الموت (خ)(١).

علي حسن كوبانا (١٣٤٨ - ١٣٤١ه = ١٩٢٩ - ٢٠٠١م) رائد الفنّ النوبي.

اسمه «علي حسن أحمد كوبان»، واشتهر ب«على كوبانا».



ولد بقرية قورته في النوبة القديمة بمصر. ترك المدرسة الابتدائية وعمل في مجال الغناء، حضر وقاد مهرجانات وحفلات غنائية عالمية عديدة، صاحب أشهر وأعرق فرقة موسيقية بالقاهرة، قدم طوال مشواره الفني الذي استمر (٤٠) عامًا أغاني وتراث الفولكلور النوبي، ومات في شهر يونيو(١).

علي حسن المجيد (١٣٥٩ - ١٣٥١ه = ١٩٤٠ - ٢٠١٠م) بحرم حرب، وزير دموي فظيع. عُرف ب(علي الكيماوي).



ولادته بقرية العوجة القريبة من تكريت

(۱) موسوعة الأدباء والكتاب السعوديين ٣/ ٢٦، معجم الكتاب والمؤلفين في السعودية ص١١٦ الفيصل ع ٢٣٩ ص٠١١ الفيصل ع ٢٣٩ تريخ البلد الحرام ٣/ ٨٥٠، معجم المطبوعات العربية... السعودية ٢/ ١٤٠، معجم الشعراء السعوديين ص١٩٠، الاثنينية ٢/ ١٤٠٠.

(٢) البيان (٢١ جمادي الآخرة ١٤٢٢هـ).

بالعراق، من رفاق الدرب الأوائل للرئيس صدام حسين، ومن الأوفياء له، تدرَّج في المناصب العسكرية بعد أن تولى حزب البعث السلطة حتى وصل إلى رتبة فريق أول ركن، وكان شديد القسوة، يكلف بتنفيذ المهمات ذات الطابع الدموي، وقد عيِّن عام ١٤٠٧هـ مسؤولًا عن حزب البعث في منطقة كردستان العراق، وسيطر على الشرطة والجيش والميليشيات فيها، وقام بإخلاء السكان الأكراد من مناطق واسعة هناك، واقتيدوا مع ماشيتهم إلى مناطق صحراوية مقابلة للحدود السعودية والأردنية، ثم قصف مدينة حلبجة الكردية (٥٠ ألف نسمة) بالقنابل الكيماوية، وقدرت الوفيات بالآلاف، بينهم نساء وأطفال، وعندما اجتاحت العراق الكويت صار هو حاكمًا للكويت، وأخمد المقاومة بعنف، وعاد ليشغل منصب وزير الشؤون المحلية، وبعدها قمع الانتفاضة الشيعية في جنوب العراق، ثم عيِّن وزيرًا للداخلية، فوزيرًا للدفاع من ١٤١١ - ١٤١٦هـ (١٩٩١ -١٩٩٥)، ثم أعفى من المناصب الوزارية، لكنه بقى عضوًا في مجلس قيادة الثورة. ثم كان مسؤولًا عن المنطقة العسكرية الجنوبية لمواجهة الاجتياح الأمريكي البريطابي الذي بدأ عام ٤٢٤ه (٢٠/٣/٢٠)، وبعد الاحتلال صار المطلوب رقم (٥)، وألقى القبض عليه، وحوكم سنوات، واتمم بجرائم عديدة. وسمى بالكيماوي لقيامه بقصف

#### علي بن حسين الأحمدي

مدينة حلبجة بالأسلحة الكيماوية، وحكم

عليه (١٣) حكمًا، بينها أربعة أحكام

بالإعدام، ونفذ يوم الاثنين ١٠ صفر، ٢٥

کانون الثانی (ینایر)<sup>(۱)</sup>.

(٣) المدي (حريدة . موقع) ٢٥ / ١ ، ٢٠١ هـ، العربية نت (إثر إعدامه).

(۱۳٤٥– ۱۳۲۱ه = ۱۹۲۱ - ۲۰۰۰م) من علماء الشيعة.



ولادته في قرية بورسخلو القريبة من مدينة ميانه بإيران، ولذلك يقال له (الميانحي)، ودرس فيها العلوم الشرعية والأدب العربي على علماء شيعة، ومن شيوخه في قم: المرعشى النجفى، والبروجردي، والكلبايكاني. ولم يهتمَّ بالإجازات. عُرف بدروسه الأخلاقية في الحوزة الشيعية بقم، ونشر مقالات في مختلف المحلات، وحضر محالس التفسير للتباحث خمسين عامًا، وكان له نشاط اجتماعي وثقافي وسياسي. أسَّس «جمعية الدين والعلم» في ميانه، وأشرف فيها على تربية مئات الشباب، كما أسهم في تأسيس «الجمعية الإسلامية للناصحين»، وواكب في نشاطه خطوات الخميني بعد انتصار الثورة الشيعية، ومثّل أهالي تبريز في محلس الخبراء الإيراني. توفي يوم الاثنين ١٢ جمادي الآخرة، ١٠ سبتمبر.

كتبه المطبوعة، ذات العناوين العربية دون الفارسية: مكاتيب الرسول صلى الله عليه وسلم، مواقف الشيعة (مناظرات مع أهل السنة)، السجود على الأرض، التبرك، الأسير في الإسلام، مكاتيب الإمام الرضا، ظلامة الزهراء، عقيل بن أبي طالب، مكاتيب الأئمة عليهم السلام، وحقق المواعظ الدينية للحرّ العاملي (١٠).

(٤) الموسوعة الحرة ١٨/١٠/١٣/٠٢م.

#### علي حسين أسعد (١٣٤٨ - ١٤١٣ه = ١٩٢٩ - ١٩٩٩م) صحفي مترجم.



من قرية الرامة بالجليل، درس القانون في لبنان، وفتح مكتبًا في حيفا، عين أستاذ قانون للشرطة البريطانية في فلسطين، ثم اتجه المعتمد الكتب المدرسية والترجمة وإصدار الصحف، كما كتب الشعر في المناسبات، ثم أقام في دمشق. وكان عميد معهد الشرق، وصاحب ومحرر محلة «الشمس» الإنجليزية العربية، وضويق عليه في سورية فات فاتجه إلى العراق، ثم عاد منها ليتصدّر نقابة المحامين في سورية، وكان عارفًا بعدة لغات أجنبية، وقد أصدر مجلة أسبوعية لتعليم اللغات الإنجليزية والفرنسية والألمانية.

وله كتب، منها: قاموس الكنوز الإبريزية لتعليم اللغة الإنجليزية، قاموس الإنجليزية الحية المتقدمة للعالم العربي (عدة أجزاء)، الكتاب العجيب (بالإنجليزية والفرنسية)، الكنز الذهبي (عدة أجزاء في قواعد اللغة الإنجليزية)، قصة مدينتين (ترجمة)، الدليل في لغة البرازيل.

ووضع مقرر الإنجليزية والفرنسية للمدارس الثانوية، كما ترجم عددًا كبيرًا من الكتب الجامعية التي انتشرت في سوريا ولبنان والكويت والسعودية وليبيا، وله كتب أحرى لتعلم اللغات الأحرى، كالروسية والبرتغالية(۱).

(١) موقع قرية الرامة الجليلية (استفيد منه في ١٤٣١هـ).
 وتؤخذ المعلومات منه بحذر، فقد ورد تأريخ وفاته أعلى اسمه

#### علي بن حسين الأكوع (١٣٣٠ - ١٤٠٣هـ = ١٩١٢ - ١٩٨٣م) (تكملة معجم المؤلفين)

علي بن حسين البلادي القديحي (١٣٤٧ - ١٤٠٤ه = ١٩٢٩ - ١٩٨٤م) (تكملة معجم المؤلفين)

علي حسين بندقجي (١٣٤٤ - ١٩٤١ه = ١٩٢٦ - ١٩٨١م) (تكملة معجم المؤلفين)

علي حسين حرفوش (١٣٣٣ - ١٤٢١ه = ١٩١٤ - ٢٠٠٠م) (تكملة معجم المؤلفين)

علي حسين حسن (۱۰۰۰ - ۱٤۳۲ه = ۲۰۰۰ - ۲۰۱۱م) (تکملة معجم المؤلفين)

علي حسين خداج (١٣٣٣ - ١٤٠٣هـ = ١٩١٤ - ١٩٨٤م)

أديب صحفي.

ولد في كفر متى بلبنان، وربي يتيمًا. أسّس ناديًا لكرة القدم سنة ١٩٣٥م أسماه نادي سلطان تيمنًا بسلطان باشا الأطرش، له مذكرات تحدث فيها عن نفسه، وعن الأيام السوداء التي قاساها منذكان طفلًا يحبو. وقدم لها كمال جنبلاط. ثم أسّس (جمعية تشجيع أرباب القلم) لمساعدة أصحاب المواهب على نشر مؤلفاتهم، والاستمرار في جهودهم الكتابية.

ومن كتبه المطبوعة: مذكرات يتيم، دماء على الفراش (ثم حوَّل عنوانه إلى: عابرة). أما كتبه المخطوطة فهي: وتر يبكي، ذئب

(١٩٩٣م) وضمن ترجمته (١٩٧٧م)، كما ورد أنه أصدر

كتابه الأول عام ١٩٣٦م، وهو أمر لا يصدق. كما ذكر

ضمنها أنه توفي وقد تجاوز الخامسة والستين من عمره. ولهذه

الأخطاء تؤخذ عامة المعلومات بحذر.

تحت اللحاف، فتاة في الظلام(٢).

علي بن حسين الخضر (١٣٣٥ - ١٤٠٦ه = ١٩١٦ - ١٩٨٦م) (تكملة معجم المؤلفين)

علي حسين خلف (١٣٦٥ - ١٤١٦ه = ١٩٤٥ - ١٩٩٦م) كاتب روائي.



ولد في قربة قومية بين الناصرة وبيسان. حصل على إجازة في علم النفس من جامعة عين شمس بالقاهرة، عمل معيدًا بالجامعة نفسها، ومسؤولاً ثقافيًا في محلات وجرائد بيروتية، ومديرًا لدار ابن رشد بعمّان. مات في ٢٣ رمضان، ١٢ شباط. ومماكتب فيه: أديبان راحلان: على حسين خلف، عبدالحميد الأنشاصي. حمّان: أزمنة للنشر، [٣٤٨ه]، ١٤٥٠.

وكتبه هي: تجربة الشيخ عز الدين القسام، خدوني إلى بيسان (قصص)، النهوض مرة أخرى: توثيق، فلسطين: ألوان وخطوط: دراسة تشكيلية، فلسطيني في برلين: شمالًا إلى بحر البلطيق، عصافير الشمال (رواية)، حافة النهر (رواية)، الفنان توفيق عبدالعال: سيرة ونقد، أبو سلمى: زيتونة فلسطين: توثيق، حصار تل الزعتر، الحصار: يوميات، الحضارة الكنعانية والتوراة. وله كتب أخرى في (تكملة معجم المؤلفين)(٣).

(٢) معجم أعلام الدروز ١/ ٥٠٥.

(٣) موسوعة كتاب فلسطين ص ٢١٠، معجم الروائيين العرب ص ٢٩٨، موسوعة أعلام فلسطين ٥/ ٣٣٨،

#### علي حسين الشلش (١٣٤٣ - ١٠٤١ه = ١٩٢٤ - ١٩٨٧م) باحث جغرافي تربوي.



ولد في بعقوبة بالعراق، حصل على الدكتوراه في الجغرافيا من أمريكا. درَّس في جامعة بغداد حتى وفاته. توفي في الخامس من شهر ذي القعدة الأول من تموز. له أكثر من (٢٠) بحثًا منشورًا في موضوعات الخرائط والمناخ والأمطار وعلماء الجغرافيا. وأصدر أكثر من (١٤) كتابًا، منها: اقتصاديات المياه العذبة، جغرافية التربة مع تطبيقات على العراق، خرائط توزيع الأمطار في المملكة العربية السعودية، دراسة تحليلية لتركيب السكان الديموغرافي في المملكة الأردنية، الكرة الأرضية كوسيلة من وسائل تعليم الجغرافية، إضافة إلى كتب من وسائل تعليم الجغرافية، إضافة إلى كتب له بالإنجليزية (١٠).

#### علي بن حسين العطاس (۱۳۰۱ - ۱۳۹۱ه = ۱۸۸۳ - ۱۹۷۱م) عالم محدِّث.

ولد في حريضة من أعمال حضرموت في بيت علم، وأخذ عن علمائها وعلماء الحرمين الشريفين، عاش في جاكرتا. كان ذا مكانة، محترمًا. أمضى حياته في نشر العلم. روى عن محمد على قدس وآخرين، وروى عنه مسند زمانه أبو الفيض محمد عيسى

الكتاب الذي صدر فيه. وفي كتابه (طيور الجنة) سيرة مفصلة عنه، وثبت بأعماله.

(۱) موسوعة أعلام العراق ۱/ ۱۹، معجم المؤلفين العراقيين ۲/ ۲ ا٤، معجم المؤلفين والكتاب ٥/ ٣٨٢. وهو غير سميه العالم، إمام وخطيب جامع الأنبياء بالفلوجة، الذي قتل يوم الأحد ۱۲ رجب ۱٤۲۷هـ.

الفاداني، وكانت جنازته حافلة. توفي يوم ١٦ صفر.

وله عدة مصنفات، منها: تاج الأعراس في مناقب الحبيب القطب صالح بن عبدالله العطاس (ت ١٢٨٠هـ) ترجم فيه لكثير من شيوخ العلم ورجال الفضل ومن تسلسل الشيوخ السابقين العلماء، وطبع في مجلدين بأندونيسيا. وله مؤلفات أخرى مفيدة (٢).

#### علي بن حسين العلوي (١٣٤٦ - ١٩٢٧ه = ١٩٢٧ - ١٩٨٢م) (تكملة معجم المؤلفين)

علي حسين قصفة (١٣٤٠ - ١٤٢٥ه = ١٩٢١ - ٢٠٠٤م) (تكملة معجم المؤلفين)

علي حسين كرار (۲۰۰۰ – ۲۲۲ ه = ۲۰۰۰ – ۲۰۰۱م) (تكملة معجم المؤلفين)

علي بن حسين مِجَلِّي ( علي بن حسين مِجَلِّي ( ١٩٨٨ – ١٩٨٨ ) عالم زيدي قاض.

من اليمن. درَّس بتعز وتوكَّى الإفتاء فيها بعد الثورة. عمل قاضيًا طوال خمسين عامًا في مناطق مختلفة، منها إب ورداع وتعز، ودُفن بذمار.

له مؤلفات واجتهادات في العلوم الشرعية، وتعليقات كثيرة على «شرح الأزهار»<sup>(٣)</sup>.

### علي بن حسين بن مسلَّم (١٣٥٩ - ١٤٢٧هـ = ١٩٤٠ - ٢٠٠١م) (تكملة معجم المؤلفين)

(۲) تشنيف الأسماع ص٣٩٨، معجم المعاجم والمشيخات / ٥٦٢ منس الظهيرة في نسب أهل البيت... عبدالرحمن بن المشهور (طبعة دار المعرفة بجدة) ١/ ٢٦٨ الحاشية، فيض المبدي بإجازة الشيخ محمد عوض منقش الزييدي/ محمد ياسين الفاداني، ص٦٥.

(٦) معجم البلدان والقبائل اليمنية ٢/ ١٤٠٩ (ووفاته هذا ٩/ ١٤٠٩)، هجر العلم ١/ ١٢٢.

#### علي بن الحسين الهاشمي (١٣٢٦ - ١٩٩٦هـ = ١٩٠٨ - ١٩٧٦م)

كاتب وواعظ شيعي خطيب.

ولد في النجف. درس على علماء شيعة، ولازم صالح الحلي الخطيب المشهور. عضو في إدارة جمعية الرابطة الأدبية. انتقل إلى بغداد فكان واعظًا ومرشدًا، وأنشأ في بيته ندوة أدبية. وكان سلس البيان، أرخ في شعره لمناسبات. مات في ٢٣ صفر.

طبع له: ثمرات الأعواد (٢ مج)، شرح ميمية أبي فراس، محمد بن الحنفية، واقعة النهروان والخوارج، تاريخ من دفن من المسحابة في العراق، تاريخ الأنبار، الحسين عليه السلام في طريقه إلى الشهادة، كميل بن زياد، عقيلة بني هاشم، وفاة الإمام الكاظم، المطالب المهمة في تاريخ النبي والأئمة، الهاشميات (شعر عامي)، ديوان جعفر الخطي (تحقيق)، الدرة البهية في فضل كربلاء وتربتها الزكية/ حسين البراقي فضل كربلاء وتربتها الزكية/ حسين البراقي (تحقيق). وله كتب مخطوطة أوردتها في رتكملة معجم المؤلفين) (أ).

#### علي حسين الوردي (١٣٣٢ – ١٤١٦ه = ١٩١٣ – ١٩٩٥م) عالم اجتماع.



ولد في بغداد، حصل على الدكتوراه في علم الاجتماع من جامعة تكساس بأمريكا عن ابن خلدون، عيِّن مدرسًا لعلم الاجتماع في

(٤) المنتخب من أعلام الفكر ص٣٢٣، معجم المؤلفين العراقيين ٥/ ٤١٦، معجم المؤلفين والكتاب العراقيين ٥/ ٥٠٠.

كلية الآداب، ومنحته جامعة بغداد لقب (أستاذ متمرس). اشتغل في آخر حياته بكتابة مذكراته. وكان صاحب أفكار، وعلامة فكرية في التاريخ الثقافي ببلده. توفي في ١٧ ربيع الأول، ١٣ آب (أغسطس). كتبت عنه الصحف والموسوعات، وقدمت فيه رسائل ماجستير ودكتوراه، منها:

على الوردي: شخصيته ومنهجه وأفكاره الاجتماعية/ إبراهيم الحيدري.

وصدر فيه كتاب: على الوردي: مجالسه ومعاركه الفكرية/ سلام الشماع.

وقد نُقد كتابه «وعاظ السلاطين» من قبل سهيل السيد نحم العاني، وصدر في بغداد عام ١٣٧٤هـ بعنوان: حكم المقسطين على كتاب وعاظ السلاطين، ويقع في

قال في المقدمة: اجترأ مؤلفه فيه على الدين ونقَّد من طريق جليِّ وخفيِّ شريعة سيد المرسلين، وأوسع السلف ورجال الدين تنقيدًا وانتقاصًا ومذمة، ولم يرقب في حرمتهم إلَّا ولا ذمَّةً...

وذكر باحث أنه «اعتذر إلى القرَّاء عن بعض كتاباته السابقة، ولكنه تمسَّك بضرورة تنقية الدين عما لحق به من أدران السلاطين».

وصدر كتاب: مطارحات على الوردي: كتابات الضدّ/ سعدين حضر (وفيه معاركه الفكرية).

له ما يقرب من (١٠٠) كتاب، ومن المطبوع منها: الأحلام بين العلم والعقيدة، أسطورة الأدب الرفيع، خوارق اللاشعور أو أسرار الشخصية الناجحة، دراسة في طبيعة المحتمع العراقي، دروس من حياتي، الطبيعة البشرية: محاولة في فهم ما جرى، لمحات اجتماعية من تاريخ العراق الحديث، من وحي الثمانين، منطق ابن خلدون في ضوء حياته وشخصيته، وعاظ السلاطين: رأي صريح في تاريخ الفكر الإسلامي في ضوء

المنطق الحديث. وكتب أخرى له أوردتما في (تكملة معجم المؤلفين)(١).

## علي حسين يعقوب (۱۰۰۰ – ۱۹۸۸ = ۲۰۰۰ – ۱۹۸۸م)

عالم جليل.

من أصل ألباني يوغسلافي، من المشايخ الأتراك الذين هاجروا من تركيا الكمالية إلى مصر. تخرَّج في الأزهر، وعمل موظفًا عكتبة جامعة فؤاد الأول في ذلك الوقت. لازم شيخ الإسلام مصطفى صبري (ت ١٣٧٣هـ) طوال مدة إقامته بمصر، وكانت له معرفة جيدة به، ومن المقرَّبين جدًا إليه. واعتبر من تلاميذه وبمثابة ابنه. مكث في مصر أكثر من ثمانية عشر عامًا، ثم عاد إلى تركيا واستقر في استانبول، وصار له طلاب علم من مختلف الأجناس، يدرسون عليه في منزله، الذي أصبح لا يبرحه لإصابته بمرض الفالج<sup>(٢)</sup>.

#### على الحسيني = على عبدالحسين الحسيني

على حلمي = علي محمود محمد حلمي

علي بن حمد خشّان (۱۳۵۷ - ۱۹۳۶ه = ۱۹۳۸ - ۲۰۱۲م) عالم سلفي.

 (١) رواد علم الاجتماع في العراق ص١٥، موسوعة أعلام العراق ١/ ١٤٧، معجم المؤلفين العراقيين ٢/ ٤٣٧، الفيصل ع ٢٢٦ ص١٢٣٥، أعلام الأدب في العراق الحديث ٣/ ٤٢٠ (وفيه أنه توفي ببغداد يوم ١٧ تموز)، معجم المؤلفين والكتاب العراقيين ٥/ ٤٤٥ المؤرخ العربي ع ٥٦ ص٢٣٩، الحياة ع ١٤٧٤٨، موسوعة أعلام الفكر العربي ص٤٦٦. وصورته من موقع شهريار. (٢) الشيخ مصطفى صبري وموقفه من الفكر الوافد/ مفرح

القوسي، ص٦٣٦.



ولادته في كفر كنا التابعة لقضاء الناصرة بفلسطين. هاجر مع والده عام النكبة إلى سورية واستقرَّ بِها، ولازم الشيخ محمد ناصر الدين الألباني فكان من أقدم تلامذته، وصار مرجعًا في أخباره، وتخرَّج في قسم اللغة العربية بكلية الآداب بجامعة دمشق. اضطرَّ لمغادرة دمشق إلى السعودية، واتصل بالشيخ عبدالعزيز بن باز، وردَّ عليه في موضوع الاستعانة بالكفار في رسالة بعثها إليه، أُقيل بعدها من عمله. وكان له برنامج إذاعي باسم (فتاوى على الهوى) في إذاعة كردفان. وقد عمل في نظام الحركة الإسلامية، واتسعت معرفته الحديثية. وكان جريئًا في الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر، وعانى من ظلم حكام البعث. عمل في الدعوة في الدول الإسلامية التابعة للاتحاد السوفيتي سابقًا. وكان كريمًا، مهتمًا بتزويج شباب الإسلام وشاباته، ومساعدة المحتاجين. ثم أقام في قطر، وبما توفي ليلة الأربعاء ٢١ محرم، ٥ كانون الأول، وهو يصلى قيام الليل.

قدَّم لكتب وراجعها وعلق عليها، وطُبعت له رسالة بعنوان: وجوب الرجوع إلى الكتاب والسنة وخطر التقليد. وله عدد آخر من الكتب(٣).

 (٣) الموسوعة الحرة ٥/١٢/١٢م، وما كتبه الأستاذ محمد بن لطفي الصباغ في موقع الألوكة ٢٨/١/٢٨ ١هـ، وهو الذي قال إنه كتب عددًا من الكتب، وأنه لن يذكر عناوينها الآن. وصورته وخطه إهداء من الأستاذ أيمن ذو الغني للتتمة.

و لتب على به المده من الدوه من المواند على المواند الم

علي خشان (خطه وتوقيعه)

**علي الحمد الصالحي** (۱۳۳۳ – ۱۶۱۵ه = ۱۹۱۴ – ۱۹۹۴م) عالم ناشر.



ولد في مدينة عنيزة بنجد، وكان والده محبًا للعلماء، فشجعه على حفظ القرآن الكريم، وزجّه في حلقات العلم والعلماء، حتى حفظ كثيرًا من المتون والأشعار، ودرس أمهات الكتب، ولازم شيخه عبدالرحمن بن ناصر السعدي، وعهد إليه تدريس النشء. ومن شيوخه أيضًا محمد بن إبراهيم آل الشيخ، وعبدالرزاق عفيفي. انتسب إلى كلية الشريعة، فالمعهد العالي للقضاء. وعدً من المؤسّسين لمكتبة عنيزة العامرة بأمهات الكتب، حلب لها الكتب والأثاث،

وأتى بالمخطوطات من مظانها، حتى اجتمع فيها ما يقارب (٤٠٠٠٠) کتاب، وصارت هذه المكتبة فيما بعد مكان إلقاء دروس العلامة ابن سعدي، ومحلَّ البحث والاجتماع لطلابه. وعمل مديرًا لمستودعات الكتب بدار الإفتاء في السبعينات الهجرية، وأنشأ مؤسسة النور للطباعة والتجليد التي اعتبرت من أقدم المطابع في الرياض، وقد أعادت

طباعة أمهات الكتب. وكانت له مشاريع خيرية داخل السعودية وخارجها. وافاه الأجل وهو منهمك في مراجعة الأجزاء الأخيرة من تفسير جمعه، يوم الأربعاء ٢١ جمادى الأولى.

Spanis (1) The line of the lin

مكتبة عنيزة .. التي أسهم علي بن حمد الصالحي كثيرًا في تزويدها بالكتب والمخطوطات

طبع على نفقته بجموعة من الكتب، كما ترك بجموعة من المؤلفات، هي: الضوء المنير على التفسير (٦ مج، وقد جمعه من كلام العلامة ابن القيم من خلال مؤلفاته، وبقي فيه قرابة خمسة عشر عامًا)، البيان: مقدمة وخاتمة (بالاشتراك مع عبدالرحمن بن محمد الدوسري)، التنبيهات حول المقام ومنى واقتراحات، رسالة الإمام عبدالعزيز الأول (طبع وتصحيح، يعني رسالة عبدالعزيز بن عمد آل سعود المتوفى سنة ٢١٨ه)، نواة

التفسير لجزء عمّ وتبارك، دعوة المسلمين إلى احترام شعائر الدين (وترجم إلى الإنجليزية)، ثلاثة الأصول وأدلتها/ محمد بن عبدالوهاب (طبع وتصحيح)، العطار والقاسم في الميزان، مجموع الصالحي في حمى التوحيد(١).

على حمدالله بشير = محمد على حمدالله

علي حمدان الرياحي (١٣٣٩ - ١٤٠٠هـ = ١٩٢٠ – ١٩٨٠م) (تكملة معجم المؤلفين)

علي حمدي الجمال (١٣٤٤ - ١٣٩٩هـ = ١٩٢٥ - ١٩٧٩م)



ولد في القاهرة. تخرَّج في كلية الزراعة بجامعة القاهرة، ثم في معهد الصحافة. عمل سكرتيرًا لتحرير صحيفة الزمان عام ١٣٦٧هـ (١٩٤٧م)، ثم محررًا سياسيًا برأخبار اليوم»، ونائبًا لرئيس تحرير «الأخبار»، ومديرًا لتحرير الأهرام لمدة الأخبار»، ومديرًا لتحرير الأهرام لمدة لجلس إدارته. وتعين نقيبًا للصحفيين لمرتين عام ١٣٩١هـ (١٩٧١م)، ١٣٩٨هـ أنباء الشرق الأوسط عند إنشائها عام أنباء الشرق الأوسط عند إنشائها عام

<sup>(</sup>١) تعريف به في آخر الجزء السادس من تفسير «الضوء المنير»، علماء نجد ٥/ ١٨٠، نوادر المخطوطات السعودية/ دارة الملك عبدالعزيز ص٢٨٠. وصورته من موقع عائلة الصالحي. وله موقع على الشبكة العالمية للمعلومات.

١٣٧٦هـ (١٩٥٦م). مات في واشنطن خلال رحلة عمل كان يرافقه فيها الرئيس حسنى مبارك عندما كان نائبًا للسادات.

### earth of all and all the

على حمدي الجمال كان أول رئيس تحرير لوكالة أنباء الشرق الأوسط

ومن عناوين كتبه: العملاق الأصفر، النزاع الهندي الصيني<sup>(۱)</sup>.

علي حمود عفيف (١٣٥٥ - ١٤١٩هـ = ١٩٣٦ - ١٩٩٩م)



ولد في بيت الفقيه بمحافظة الحديدة في اليمن، تخرج في قسم اللغة العربية بدار المعلمين، درَّس وأدار، مدير عام بالهيئة العامة للخدمة المدنية، ثم بإذاعة صنعاء، مدير مسؤول لتحرير صحيفة الثورة، مات عدينة الحديدة يوم ١٢ شوال، ٢٩ كانون الثاني (يناير).

دواوينه الشعرية: حبيبتي اليمن، جمر على الورق، السفر في الأجفان(٢).

علي حمودة الخضري (۲۰۰۰ – ۱٤٣٣هـ = ۲۰۰۰ – ۲۰۱۲م) شيخ مرشد.

(١) أعلام مصر في القرن العشرين ١٣٣٩، الأهرام ع ۱۸۸۳ وع ۱۸۸۳ عامی، وع (١٨/٥/١٨)، أعلام الصحافة في مصر ١/ ٣٨٣. (٢) اليمن في ١٠٠ عام ص٣٤٦، معجم البابطين ٣/ ٦٠٦، موسوعة الألقاب اليمنية ٤/ ٤٩٢.



من مصر. شيخ الطريقة السعدية، إحدى أكبر الطرق الصوفية بمصر والعالم الإسلامي، أسندت إليه الطريقة في مصر عام ١٣٦٢ه عن والده في القاهرة. توفي يوم الأحد ٢٩ ذي القعدة، ١٤ أكتوبر (١٠).

علي الحوسي (١٣٥٦ - ١٢٩٩هـ = ١٩٥٧ - ٢٠٠٨م) (تكملة معجم المؤلفين)

علي حيدر سليمان (١٣٢٦ - ١٤١١ه = ١٩٠٥ - ١٩٩١م) دبلوماسی وزیر.



ولد في رواندوز بلواء أربيل العراقية، وأكمل دراسته في العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية، عاد ليدرِّس ويكون مفتشًا تربويًا، ثم كان معاون مدير الداخلية، فسكرتيرًا ثالثًا للمفوضية العراقية بروما، ونقل إلى مفوضية القاهرة، وقد فُصل عن الخدمة واعتُقل. ثم زاول الأعمال الحرة وانتُخب نائبًا، ثم كان وزيرًا للشؤون الاجتماعية، ووزيرًا للمواصلات ووزيرًا للإعمار، فالاقتصاد، ثم سفيرًا في عدة عواصم عالمية، ووكيلًا لوزارة الخارجية.

وله كتب، مثل: تاريخ أوربا الحديثة، تاريخ (٣) جريدة الرأي، واليوم السابع ١٦/١٠/١٦م،

المدنية الأوربية، تاريخ الحضارة الأوربية الحديثة(٤).

على الخاقاني = على بن الحسن الخانقاني

على الخاقاني = على بن عبد علي الخاقاني

على الخرجي = على بن سعد الخرجي على خشان = على بن حمد خشّان

على خضر ريشة (0771 - 1731a = 03P1 - ... Ya) (تكملة معجم المؤلفين)

على خضر الزند (FV71 - AT31a = VOP1 - V . . 74) عالم داعية.



من مواليد بغداد. تخرَّج في قسم الهندسة بالجامعة التكنولوجية، عمل في مؤسسات الدولة، وحفظ القرآن الكريم، وحصل على إجازة في التلاوة والتدريس، وعلى الشهادة العلمية لإقراء القرآن. أمَّ وخطب في جامع الصديق بالغزالية، ووقع على وثيقة مكة لحقن دماء المسلمين في العراق، واشترك في مجلس علماء العراق، وانتمى لصفوف الحزب الإسلامي، وكان مسؤولًا عن مكتب

(٤) الموسوعة الكبرى لمشاهير الكرد ١٣/ ٢٥٩، معجم المؤلفين العراقيين ٢/ ٤١٨.

الدعوة والإرشاد فيه. ودرَّس الكثير من الطلاب أصول التلاوة والتجويد، وأسَّس حلقات لتحفيظ القرآن الكريم، وفتح مراكز لتنمية شؤون المرأة المسلمة وأدارها مع أسرته، وأسهم في إعادة إعمار مدينة الفلوجة بعد تدميرها من قبل الأمريكان، مع متابعة لعوائل الأسرى والمفقودين، وإعادة إعمار المساجد المهدمة، وأسهم في تأسيس المدرسة الإسلامية للبنات في جامع الصديق، وفي رعاية الأيتام، واستمرَّ نشاطه الدعوي والاجتماعي (٣٠) عامًا. اغتالته جماعة من المسلحين في ١٧ جمادى الأولى، جماعة من المسلحين في ١٧ جمادى الأولى،

علي خلقي (۱۳۳۰ - ۱۶۰۰هـ = ۱۹۱۱ – ۱۹۸۶م) (تكملة معجم المؤلفين)

علي خليفة (۱۴۲۰ – ۱۴۲۶ه = ۲۰۰۰ – ۲۰۰۳م)



أستاذ ورئيس وحدة تشخيص الأورام بكلية الطبّ في جامعة عين شمس بمصر، رئيس قسم الكيمياء الحيوية ورئيس وحدة تشخيص الأورام بما أيضًا، رئيس الجمعية المصرية لدلالات الأورام، رئيس جمعية حوض البحر الأبيض لدلالات الأورام، أشرف على أكثر من (٢٥٠) رسالة ماحستير ودكتوراه، مات في ٢٣ محرم، ٢٦

 (١) منتدى الرابطة (استفيد منه في جمادى الأولى ١٤٣٢هـ)، الموسوعة الحرة ١١/٤/٢م، موسوعة شهداء اللحوة والحركة الإسلامية في العراق (موقع، ١٤٣٤هـ).

آذار (مارس).

نشر أكثر من (٢٠٠) بحث علمي. وله كتاب مخطوط بعنوان: علماء أضاؤوا ظلام البشرية (٢).

#### **علي خليل** (۱۳۳۳ – ۱۶۲۱ه = ۱۹۱۱ – ۲۰۰۰م) خبير إعلامي.

من مصر. بدأ رحلته مع الإذاعة إبان افتتاحها سنة ١٣٥٣هـ (١٩٣٤م)، وكان سكرتيرًا للقسم العربي بما، وترقى فيها إلى أن أصبح سكرتيرًا عامًا للمجلس الأعلى للإذاعة، وحصل على رتبة الباكوية في العهد الملكي. استبعد بعد ثورة يوليو، ثم انطلق إعلاميًا بارزًا من خلال الأمم المتحدة، وأصبح واحدًا من أربعة شغلوا درجة الرئاسة الشرفية مدى الحياة للاتحاد العالمي لجمعيات الأمم المتحدة، وكان قبلها مدير مكتب الأمم المتحدة للإعلام بالشرق الأوسط. عضو أكاديمية العلوم السياسية بنيويورك. عاد إلى مصر مشاركًا. وكانت له مقالات في الصحف. توفي يوم الأربعاء الأول من جمادى الآخرة، ٨ حزيران (يونيو)<sup>(۳)</sup>.

علي خليل الجهاني (١٣٧٥ – ١٤٣٠هـ = ١٩٥٥ –٢٠٠٩م) كاتب مسرحي.



(۲) الأهرام ٩ أكتوبر ٢٠٠٣م، و ع ٢٢٨٦٤
 (٧/٢/٢/٥٦٤هـ).

(٣) الأهرام ع ٤٣٢٩٣ (١١/٥/١١م) والعدد الذي يليه.

من مواليد بنغازي. برزت هوايته المسرحية مذكان طالبًا. انتسب إلى المسرح العام، وأنشأ (شعبة الأشبال) وأشرف عليها ودرَّب عناصرها، كما نشط في النادي الأهلي ببنغازي، وشارك في العمل المسرحي بالبيضاء. وقضى أربعين عامًا يكتب ويمثل ويخرج، وقد تميَّز بكتابة المسرحيات الاجتماعية، وكان غزير الإنتاج.

من المسرحيات التي ألفها وأعدها وأخرج معظمها: السجناء، السنابل، الهامة، مملكة الضياع، ثلاث صبايا، الشياطين، الاختيار، المرابط، العذاب كلام الناس، الندم، ريم(٤).

على الخليلي = على فتح الله الخليلي

علي خوجلي الأسواني (١٣٣٣ - ١٩٨٢ هـ = ١٩١٤ – ١٩٨٢م) (تكملة معجم المؤلفين)

علي خوجه (۱۳۲۲ – ۱۳۳۱ هـ = ۱۹۲۳ – ۲۰۱۰م) فنان تشكيلي متخصِّص في فنِّ المنمنمات.



من الجزائر، تعلم هذا الفنَّ على يد خاله عمر راسم، وعرض لوحاته في العديد من المعارض الفردية والجماعية، وفي أولى المعارض المنظمة بالجزائر عام ١٣٨٣هـ (١٩٦٣م)، وأصبح عضوًا مؤسِّسًا للاتحاد الوطني للفنون التشكيلية، وكان عضوًا كذلك - في لجنة التحكيم الدولية للمعرض

 (٤) موقع جمعية بيت درنة الثقافي (إثر وفاته)، موقع سريب في مدونات مكتوب ٢٠٠٩/٣/٢٢م) وغيره.

الدولي الأول الذي ينظم كل سنتين للفنون التشكيلية بالجزائر، ثم كان رئيس اللجنة في المعرض التالي. وقد درَّس في مدرسة الفنون التشكيلية بالعاصمة، وحصل على الجائزة الوطنية الكبرى للرسم، وغيرها من الجوائز. وله لوحات في كبريات المتاحف العالمية. توفي يوم ٢٢ شعبان، ٢ أغسطس(١).



لوحة للفنان علي حوجة

علي درويش مصطفى ( . ۰ ۰ - ۲۰۰۲ م) ( ر تكملة معجم المؤلفين )

#### علي درويش ملكي (١٣٤٦ – ١٩٢٧هـ = ١٩٢٧ – ٢٠٠٣م)

كاتب ومحرر صحفي.

من شحيم بقضاء الشوف في لبنان، أصل أسرته من بني الحاج شحادة، كتب في الصحف، أسَّس مجلات: نجوم لبنان، السينما، الأسبوع، واعتبر بذلك من مؤسِّسي الصحافة الفنية في بلده. كما أصدر مجلات: الوطنية، الثقافة الوطنية، الكشكول. وغيرها.

#### ● الكشول



علي درويش ملكي أصدر مجلة (الكشكول) وغيرها

وله كتب مطبوعة، منها: الجاسوسية الصهيونية في البلاد العربية: أخطر الوقائع عن مغامرات الجواسيس اليهود في لبنان وسورية وفلسطين، المحاربون: رواية تاريخية رائقة حافلة بأعمال البطولة والمغامرات/ هوميروس، شرح ديوان عمر بن أبي ربيعة المخزومي (إعداد وتقديم وتحقيق) [لعلها مسروقة من شرح محمد محيي الدين عبدالحميد] (٢).

#### علي دشتي (۰۰۰ – ۱۹۸۲ه = ۰۰۰ – ۱۹۸۲م) (تكملة معجم المؤلفين)

علي الدلاهمة = علي مصطفى الدلاهمة

على دمر = محمد عالى حمراء

علي الديب = علي محمد الديب

علي ذو الفقار علي شاكر (۱۳۱۰ – ۱۹۱۱هـ = ۱۹۱۱ – ۱۹۹۲م) أديب تربوي محقق.

 (۲) قرى ومدن لبنان ۷/ ۱۸۲، معجم أسماء الأسر والأشخاص ص۸۷۶، مع إضافات.



ولد في القاهرة، حصل على الماجستير من كلية الآداب بجامعة القاهرة، عمل في الإدارة الثقافية بجامعة الدول العربية، ثم بمعهد المخطوطات، ثم درَّس في كلية المقاصد الإسلامية والجامعة الأمريكية ببيروت، ومات هناك. وقد شارك في مؤتمرات علمية ومهرجانات شعرية، وأعدَّ وقدَّم برنامج «آية وحديث» للإذاعة البريطانية، ونُشرت له قصائد عدة.

وله من الكتب: ديوان تأبّط شرًا (جمع وتحقيق، أصله ماجستير)، آية وحديث، الخاطريات لابن جني (تحقيق)، السلطة التشريعية في الدساتير العربية: دراسة مقارنة (بحث)، مدونة الصحافة العربية (تحرير)(٢).

علي راضي الساعدي ( ۱۰۰۰ – ۲۰۱۲ م ) (تكملة معجم المؤلفين)

**علي الراعي** (۱۳۳۹ – ۱۹۱۹ه = ۱۹۲۰ – ۱۹۹۹م) ناقد مسرحي.



ولد في بنها بمصر. حصل على الدكتوراه في أدب المسرح من جامعة برمنجهام.

(٣) معجم البابطين لشعراء العربية.

 <sup>(</sup>۱) موقع الإذاعة الجزائرية (إثر وفاته)، موقع إخبارية الفنون التشكيلية ۲۰۱۰/۸۲ م. ولوحته من موقع فنون بوكرش.

كبير المذيعين ومخرج إذاعي. مدرس اللغة الإنجليزية في جامعة عين شمس. محرر أدبي في صحيفة المساء. رئيس تحرير محلة الجلة، رئيس مؤسّسة المسرح والموسيقي، أستاذ الأدب المسرحي المعاصر بالكويت، رئيس تحرير مجلة (الهلال) لمدة شهرين. أنشأ عدة مسارح وفرق. عمل في الأهرام من ١٤١٥ه حتى وفاته. حضر العديد من المؤتمرات والمهرجانات المسرحية الدولية. حصل على جائزة الدولة التقديرية وجائزة الكويت للتقدم العلمي. وله مذكرات. مات في الأول من شوال، (١٨) كانون الثاني (يناير).

له كتب كثيرة، تأليفًا وترجمة، منها: المسرح في الوطن العربي، فنّ المسرحية، الرواية في الوطن العربي، المستنيرون/ تولستوي (ترجمة)، مسرحيات ومسرحيون، الكوميديا المرتجلة في المسرح المصري، توفيق الحكيم: فنان الفرجة وفنان الفكر، الكويت، دراسات في الرواية المصرية، بيرجنت/ ابسن (ترجمة)، مسرح الدم والدموع، مسرح الشعب، شخصية المحتال في المقامة والرواية والمسرحية، جورج برناردشو: أصوله الفنية والفكرية. وله كتب أخرى ذكرت في (تكملة معجم المؤلفين)(١).

## علي بن رجب الروحاني (١٣٥١ - ١٤١٥ه = ١٩٣٢ - ١٩٩٥م؟)

من علماء الشيعة.

ولد في نحف آباد بأصفهان، وفي نحف العراق حضر الأبحاث العالية على علماء شيعة، واختير مدرسًا في «جامعة النجف الدينية» مدة طويلة، ثم رجع إلى إيران وسكن قم سنة ١٤٠١ وقام بوظائفه االدينية والتدريس حتى وفاته.

(١) الأهــــرام (١/١/١/ ٢٠٠٢م)، وع ١٤١٣٤ (١٢/٨)، القافلة ع ٦ مج ٥٦ (نوفمبر ٢٠٠٧م) ص٦٨، موسوعة أعلام مصر ص٣٤٠، الموسوعة القومية للشخصيات المصرية ص٢٣٨.

طبع له: الفرقان في تفسير القرآن، أصول الإسلام وفروعه، الإمام الحسين ومناؤوه، المعارف، ترجمة مسائل موسى جار الله. والمخطوطة: الوصول إلى مناقب الرسول صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم، إعجاز القرآن، المواهب في على بن أبي طالب عليه السلام، القبسات، التنقيح في شرح وسيلة النجاة في الفقه، فاجعة كربلاء، مسلم بن عقيل، الحجاب في الإسلام (٢).

#### على رضا = على بن عمر رضا

على رفعت الجمال = رفعت على سليمان

علي رفعت حم*دي* (۱۰۰۰ – ۱٤٣٢ه = ۲۰۰۰ – ۲۰۱۱م) (تكملة معجم المؤلفين)

## علي رمضان الحديدي (۲۰۰۰ – ۱٤۲٤هـ = ۲۰۰۰ – ۲۰۰۳م)

باحث ومستشار علمي.

من مصر. رئيس مركز المعلومات بحيئة الطاقة الذرية، مستشار علمى برئاسة الجمهورية، حائز على جائزة أفضل بحث علمى من الوكالة الدولية للطاقة الذرية بفيينا. توفي في شهر شوال، ديسمبر. من ترجماته: الأرض الغامضة [في

الجيولوجيا]/ ليستر ديل راي.



(٢) المنتخب من أعلام الفكر ص٣٢٨، معجم المؤلفين العراقيين ٢/ ٤٢٠.

#### على الزوابري (\*\*\* - 413 | 2 = \* \* \* - 488 | 4) مقاتل قيادي.

من الجزائر. أسَّس عام ١٤٠٩ه تنظيمًا مسلحًا يدعى «جماعة الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر» التي اعتبرت من أوائل التنظيمات المسلحة التي أعلنت معارضتها الحكم الجزائري في العمل الديمقراطي الذي باشرته الجبهة الإسلامية للإنقاذ. وقد قُتل في اشتباك مع مصالح الأمن. وهو شقيق عنتر الزوابري أمير «الجماعة الإسلامية المسلحة» الذي قُتل أيضًا عام ٢٢٢ ه(٣).

# علي الزيبق (١٣٥٠ – ١٤٢٩هـ = ١٩٣١ – ٢٠٠٨م)

أديب شاعر.

ولد في حلب، لم يكمل تحصيله العلمي بكلية الحقوق. عمل مديرًا لدار الكتب الوطنية بحلب، واهتمَّ بما اهتمامًا كبيرًا، وخص جناحًا منها لتاريخ حلب. ثم شغل منصب مدير معهد الفنون التطبيقية، ونظم الشعر، وشارك في الأنشطة الأدبية، ثم اعتزل، وكان ذا اتجاه وجداني وغنائي في شعره، وبينه وبين سعيد عقل رابطة مودة، ويقول إنه «يؤمن بالحداثة انطلاقًا من الأصالة»! مات يوم الخميس ٢١ رجب، ۲٤ تموز.

دواوينه الشعرية: سامبا، النبعة اليتيمة، شلحة ناي.

وله من الكتب المخطوطة: قصة القلم في حلب، الحرية والالتزام في الأدب العربي، التجديد في الشعر العربي، الخط البياني في الشعر العربي، عقائد وأفكار.

ودواوينه المخطوطة: أرجوحة الحمِّ، ملحمة محمد، الوتر الذبيح (٤).

<sup>(</sup>٣) الحياة ع ١٤٢٠٧ (١٠/٢/١٠).

<sup>(</sup>٤) مما كتبه فواز حجو في صحيفة الجماهير الحلبية بتاريخ ٢٠٠٨/٧/٢٩م، معجم المؤلفين السوريين ص٢٣٢، أدباء

#### علي أبو زيد (۱۹۲۰ - ۱۹۲۸ ه = ۲۰۰۰ - ۲۰۰۷م) (تكملة معجم المؤلفين)

#### علي الزين (١٣١٩ - ١٤٠٤ه = ١٩٠١ - ١٩٨٤م) أديب ومؤرِّخ وطني.



من بلدة جبشيت في قضاء النبطية بلبنان، وولادته بالنجف. تلقَّى علومه الدينية في النجف، لكنه لم يستكملها لمرضٍ ألمَّ به. أسهم في إنشاء «عصبة الشبيبة العاملية النجفية». نشر نتاجه في مجلة «العرفان» اللبنانية. أقام «منتدى التضامن الثقافي في صور» كما أسَّس في جبل عامل (عصبة الأدب العاملي).

ندوة عنه بعنوان: الشيخ علي الزين: نشأته ونتاجه الفكري والثقافي والديني.

ترك عدة مؤلفات مطبوعة، منها: مع الأدب العاملي: دراسة ونقد وتحليل، مع التاريخ العاملي، موقف الشعر العربي من القصة، من أمالي الوحدة، العادات والتقاليد في العهود الاقتطاعية، من أوراقي (وفيه بعض ذكرياته وتعليقاته ومقالاته التي نشرها في العرفان)، للبحث عن تاريخنا في لبنان (يعني الشيعة)، أوراق أديب، فصول من تاريخ الشيعة في لبنان (١٠).

من حلب ٣/ ٢٢٥، معجم أدباء حلب ص١٩٢، حلب في مائة عام ٣/ ٩٦ (وفيه ولادته ١٩٢٨م).

(۱) الراصد ع ۱ (كانون الأول ۱۹۹۰) نقلاً عن النهار ۱۹۹۰/۹/۲ (إعداد عمر نشوقاتي). وصورته من موقع

#### علي بن زين الزهراني (۱۲۰۰ – ۱۲۳۳ه = ۱۹۸۰ – ۲۰۱۲م) (تكملة معجم المؤلفين)

علي زين العابدين = علي بن عابدين زين العابدين

علي زين العابدين الحسيني (١٣٥٦ - ١٤٣٢ هـ = ١٩٣٨ - ٢٠١١م) أديب روائي.



من مواليد غزة. حصَّل إجازة في تخصص إدارة الأعمال من كلية التجارة بجامعة القاهرة، ودرس في معهد الإعلام بالقاهرة كذلك، عمل محررًا ومعلقًا ومعدًا للبرامج في إذاعة صوت فلسطين، ومديرًا لمكتب دار أخبار فلسطين هناك، ونشر فيها عددًا من قصصه القصيرة، وفي غيرها، وشارك في تأسيس (دار الفتى العربي) مع عدد من الكتّاب والفنانين ببيروت ورأس تحريرها مدة سنتين، ونشر مقالات وأبحاثًا في صحف ومحلات، أُصيب بتصلب عضلي منذ عام ۱۳۹۸ه (۱۹۷۸م) ونتج عنه عدم استطاعته التحرك إلا على كرسى متحرك. وكان عضو اتحاد الكتّاب العرب، واتحاد كتّاب فلسطين. توفي بالقاهرة يوم ١٣ صفر، ۱۸ ینایر.

قصصه ورواياته: خميس يموت أولًا، عندما تبكي الألوان، أم الزيتونات، من حكايات الوطن (ستُّ قصص للأطفال)، كوكبنا الصغير. وتحولت روايته (سر البري) إلى

(أحداد العرب) وفيه وفاته ١٩٨٦م؟

علي سالم شكري (۲۰۰۰ – ۲۲۲ ه = ۲۰۰۰ – ۲۰۰۱م) مهندس أكادعي.

فيلم سينمائي بعنوان: «الأبطال يولدون

مرتين»، وتُرجم إلى اللغة الأوكرانية والروسية، وطبع منها (٣٠٠) ألف نسخة.

وله قصص أخرى للأطفال أوردتما في

(تكملة معجم المؤلفين)(١).



من مصر. أستاذ في كلية الهندسة بجامعة الإسكندرية. توفي في الأسبوع الثالث من شهر رجب، الأسبوع الثاني من شهر آب (أغسطس).

من كتبه التي وقفت على عناوينها: المساحة المستوية والمائية.

وله مع محمود حسني عبدالرحيم ومحمد شاد الدين مصطفى: المساحة التصويرية والقياس الإلكتروني ونظرية الأخطاء ، المساحة الطبوغرافية وتطبيقاتها في الهندسة المدنية، المساحة الجيوديسية، المساحة المستوية: طرق الرفع والتوقيع، المساحة المستوية: الكميات والميزانيات.

#### علي سامي النشار (١٣٣٦ - ١٤٠٠ هـ ١٩١٧ - ١٩٨٠م)

كاتب إسلامي، باحث كلامي فلسفي. ولد في القاهرة. انتقلت أسرته إلى موطنها في دمياط. تخرج في كلية الآداب بجامعة

 (۲) موسوعة أعلام فلسطين ۳٤٨/٥، موسوعة كتاب فلسطين ٥٠٩/٢، دليل كتاب فلسطين رقم ٥١٠.

القاهرة، وكان الأول في قسم الفلسفة. تتلمذ على أساتذة ومستشرقين، منهم لالاند وكواريه، وتوطدت صلته بالشيخ مصطفى عبدالرازق، وحصل على ماجستير تحت إشرافه، وكان عنوان رسالته «مناهج البحث عند مفكري الإسلام ونقد المسلمين للمنطق الأرسطي». درَّس في جامعة الإسكندرية، ثم حصل على دكتوراه الفلسفة من جامعة كمبردج ببريطانيا في موضوع «أبو الحسن الششتري: التصوف الأندلسي». عين مديرًا لمعهد الدراسات الإسلامية في مدريد، وأصدر هناك مجلة تعنى بالدراسات والبحوث التراثية. وعيِّن مستشارًا لمحلس قيادة الثورة المصرية (١٣٧٣هـ). وكان على صلة وطيدة بجمال عبدالناصر، وهو أحوه من الرضاعة. عاد ودرَّس في جامعة الإسكندرية، كما درَّس في جامعات بغداد وأم درمان ومحمد الخامس، وتتلمذ عليه أساتذة. وله أبحاث ومؤلفات عديدة أخذت شهرة واسعة وطبعت طبعات متعددة، وامتاز بأسلوب رصين وبلاغة عالية وفكر عميق. وكانت دعوته الالتزام بالمنهج الوسط في مدارس أهل الكلام، ويعنى الأشعرية، مذهب أهل السنة والجماعة. وقد لقيت بعض كتبه إعجابًا شديدًا، مثل «شهداء الإسلام في عهد النبوة»، وبعضها لقيت نقدًا لاذعًا، مثل كتابه «نشأة الفكر الفلسفى في الإسلام» الذي تمجَّم فيه على صحابة كرام رضى الله عنهم، وقال فيهم ما لا يليق، على أسلوب فرقة الشيعة، فلعله كان متأثرًا بمم. والله أعلم.

وممّا كُتب فيه من نقد:

الإعلام بنقد كتاب نشأة الفكر الفلسفي في الإسلام للدكتور على سامي النشار/ محمد بن سعيد القحطاني. - الدمام: دار ابن الجوزي، ١٤١٢ه، ٥١ص.

كما قدمت فيه رسالة دكتوراه باللغة

الإنجليزية بعنوان:

إشكالية الفلسفة العربية الوسيطة في الفكر العربي المعاصر: نموذجين: علي سامي النشار (إسلامي)، محمد عابد الجابري [في مصدره: محمد عيد الجابر؟] (علماني)/ إيمان الصالح. - دمشق: جامعة دمشق، ٢١٤ ه.

ورسالة دكتوراه أخرى بعنوان:

علي سامي النشار وموقفه من الفرق: عرض ونقد/ أبو زيد بن محمد مكي. – مكة المكرمة: جامعة أم القرى، ١٤٢٧هـ، ١٠٤٧ ص (وقد طُبعت).

وأخرى ماجستير: علي سامي النشار وآراؤه الكلامية/ عزة محمد الجندي (جامعة الأزهر بالإسكندرية، ٢٤٢٤هـ).

ومن كتبه وتحقيقاته: بدائع السلك في طبائع الملك/ محمد بن علي بن الأزرق (تحقيق وتعليق)، شهداء الإسلام في عهد النبوة، نشأة الفكر الفلسفى في الإسلام (عدة أجزاء)، الشهب اللامعة في السياسة النافعة/ عبدالله بن يوسف بن رضوان، ت٥٨٥ه (تحقيق)، صون المنطق والكلام عن فنّ المنطق والكلام/ للسيوطي (تعليق) ويليه مختصر السيوطى لكتاب نصيحة أهل الإيمان في الرد على منطق اليونان لابن تيمية، المنطق الصوري منذ أرسطو وتطوره المعاصر، عقائد السلف للأئمة: أحمد بن حنبل والبخاري وابن قتيبة وعثمان الدارمي (بالاشتراك مع عمار جمعى الطالب. وهو تعليق على عدة كتب)، الفرق بين الفرق وبيان الفرقة الناجية منهم/ ابن طاهر البغدادي، اعتقادات فرق المسلمين والمشركين/ فخر الدين الرازي، بحث في الصوفية والفرق الإسلامية/ مصطفى عبدالرازق (علق عليه محمد بدر؛ مراجعة وتحرير على سامي النشار)، مناهج البحث عند مفكري الإسلام واكتشاف المنهج العلمي في العالم الإسلامي، نشأة الفكر

الفلسفي عند اليونان، الفكر اليهودي وتأثره بالفلسفة الإسلامية (بالاشتراك مع عباس أحمد الشربيني). وله كتب أخرى مذكورة في (تكملة معجم المؤلفين)(١).



**علي بن سعد الخرجي** (۱۳۵۲ – ۱۶۳۲ه = ۱۹۳۳ – ۲۰۱۱م) رسام کاريکاتير.



ولادته في «العشيرة» إحدى قرى محافظة سدير بالسعودية. درس الابتدائية والثانوية بالعراق، وحصل على دبلوم التربية الأساسية تخصُّص وسائل سمعية وبصرية من القاهرة، وتخرَّج في كلية الفنون متخصصًا في فنّ الكاريكاتير بالقاهرة أيضًا، كما ابتُعث إلى بريطانيا وحصل على أكثر من دبلوم في الوسائل السمعية والبصرية والأرصاد الجوية، وعاد ليتسلم إدارة مركز الخدمة الاجتماعية بالرياض، كما عمل رئيسًا لقسم الوسائل بوكالة الوزارة للشؤون الاجتماعية بالرياض، وأصدر مجلة «كاريكاتورية» أثناء عمله وأصدر مجلة «كاريكاتورية» أثناء عمله

 <sup>(</sup>١) موسوعة بيت الحكمة ١/ ٣٧٢، مصابيح العصر والتراث ص١٩٦، أعلام مصر في القرن العشرين ص٤١٦.
 ماضافات.

في مصلحة الطرق، وكانت تحمل رسوماته وتعليقاته الساخرة ويطبعها يدويًا، ثم عمل رسّام كاريكاتير في جريدة الرياض منذ عام اهر ها وفي عدة دوريات أخرى، مثل: أهلًا وسهلًا، العهد الجديد (اللبنانية)، ثم جريدة الجزيرة بالرياض. وقدَّم برنامج (بابا علي) في إذاعة الرياض خمس سنوات المؤاء)، وورد أنه مؤسِّس الكاريكاتير على الصحافة السعودية، وأنه رائد هذا الفرق الرياض يوم الأربعاء ٢٠ ذي الحجة، ١٦ نوفم.

أصدر كتابين فيهما رسومه وتعليقاته، هما: أبو صالح والدنيا، خطوط وكلمات(١).

#### **علي سعفان** (۱۳۵۶ – ۱۳۴۱ه = ۱۹۳۵ – ۲۰۱۱م) خبير إعلامي.

من مواليد القاهرة. حصل على إجازة في الحقوق، ودبلوم في الشريعة. التحق بالإذاعة ليعمل مذيعًا محررًا وقارئ نشرة أحبار بإذاعة صوت العرب، ثم عمل مراسلًا لها بالعراق والكويت، ومراسلًا مقيمًا بسورية، فكبيرًا للمذيعين فيها، ثم كان خبيرًا إعلاميًا بسلطنة عمان، ومستشارًا لرئيس الإذاعة المصرية، ووكيلًا لوزارة الإعلام. واستمرت مسيرته الإذاعية (٤٠) عامًا، كتب فيها وأعدَّ وقدَّم وأخرج العديد من البرامج السياسية والدينية والثقافية والعلمية والمنوعات، مع كتابة تعليقات سياسية وصحفية، وشارك في استقبال الرؤساء والملوك العرب، ورافق الرئيس حسني مبارك ضمن وفود إعلامية، ونقل وأذاع حفلات خارجية على الهواء لكبار الفنانين، وسجّل

 (١) معجم الصحفيين في السعودية ١/ ٣٠٣، موسوعة الشخصيات السعودية ص١٨٣٠.

معهم لقاءات إذاعية، كما التقى برموز الثقافة والعلم والأدب في مصر والعالم العربي وسجّل لهم برامج، وحصل على ميداليات وشهادات تقدير. وقد نُعي في الما شعبان، ١٢ يوليو(٢).

#### علي سعيد أبو الحسن (١٣٨٠ - ١٤٢٥ه = ١٩٦١ - ٢٠٠٤م) داعية حركي إعلامي.

ولد في الخرطوم، تخرَّج في كلية الشريعة والقانون بجامعة أم درمان الإسلامية، وكلية الآداب قسم اللغة الإنجليزية بجامعة النيلين. انتمى إلى حزب التحرير الذي تأسّس في السودان عام ١٣٨٤ه، وكان الناطق الرسمي للحزب الذي تعرَّض لتضييق من الدولة لدعوته إلى الخلافة، وقد شهد الحزب بقيادته لهذا المنصب نشاطًا إعلاميًا، فكان يعلق على كافة القضايا الإسلامية والوطنية، ويصدر بيانات موقعة باسمه، وشارك في عدد من الندوات والمنتديات المتخصصة عدد من الندوات والمنتديات المتخصصة داخل وخارج البلاد، منها برنامج «الشريعة والحياة» في قناة الجزيرة. مات يوم الخميس، والحول من ربيع الأول، ٢٠ أيار (مايو)(٢٠).

#### **علي سعيد خلف** (١٣٣٥ – ١٣٩٧هـ = ١٩١٦ – ١٩٧٧م) تربوي كاتب.



(٢) الموسوعة الحرة ٢٠١١/٢/١٧م، الأهرام
 ١١/ ٨/ ٣٢ ١٨.

(٣) أخبار اليوم (السودان) ٢ يونيو ٢٠٠٤م.

من العيزرية بقضاء القدس، درس الشريعة الإسلامية واللغة العربية في جامعة الأزهر بالقاهرة، وحصل منها على شهادة الأهلية، كما حصل على إجازة في اللغة العربية والآداب السامية من دار العلوم، وعمل في حقل التعليم أكثر من (٤٠) عامًا، كما عمل محررًا في جريدة (الدفاع) بيافا، وأصدر صحيفة (الشباب) الأسبوعية في القدس سنة ١٣٦٧ه (١٩٤٧م)، وأنشأ (مكتب على للصحافة والنشر)، وكتب الكثير من المقالات، وخاصة في مجلة (القدس) منذ تأسيسها وحتى وفاته.

وصدر له من الكتب: الخليل ومقام سيدنا إبراهيم، مصايف فلسطين، دليل النقل العربي، شرح حكم المتنبي، ديوان شعر مخطوط، وغير ذلك من المخطوطات، وقد اشتهر بسلسلة تاريخية أطلق عليها (شيء من تاريخنا)، منها: القدس قبل ٢٠٠٠ علماء وأعلام من الريف القدسي، اليهود داخل السور القدسي، ال.

علي بن سعيد بن سبيت المنصوري (١٣٤٦ - ١٤١١ه = ١٩٢٧ - ١٩٩٠م) (تكملة معجم المؤلفين)

علي سعيد المصلّي (١٣٨١ - ١٩٢٧ه = ١٩٦١) (تكملة معجم المؤلفين)

علي بن سلطان الحكمي (١٣٦٠ - ١٤٣٠هـ = ١٩٤١ - ٢٠٠٩م) نحوي أكاديمي.

<sup>(</sup>٤) موسوعة أعلام فلسطين ٥٥٠/٥، الموسوعة الحرة ٢٠١٢/٨/٢٧م.



ولادته في المضايا إحدى مدن منطقة جازان جنوب السعودية، نشأ يتيم الأبوين، في بيت فضل ودين، ولع بالأدب والشعر منذ صغره، تتلمذ على علماء، وحصل على الماجستير في النحو من جامعة أم القرى بمكة المكرمة، والدكتوراه في التخصص نفسه من الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، ثم عيِّن أستاذًا بالجامعة نفسها، وعميدًا لشؤون المكتبات بها، ورئيسًا لقسم اللغويات، ورئيسًا لتحرير مجلة الجامعة الإسلامية، وحكّم العديد من البحوث العلمية، وناقش رسائل علمية، وكتب مقالات في الصحف، وشارك في ندوات وملتقيات. وكان فصيحًا، محافظًا على صلاة الجماعة، محبًا للخير. توفي بالمدينة يوم الاثنين ٢٦ ذي القعدة، ١٣ نوفمبر. مؤلفاته وتحقيقاته: الجُمل في النحو لابن شقير البغدادي (تحقيق، ماجستير)، الملخص في ضبط قوانين العربية لابن أبي الربيع الأندلسي (تحقيق، دكتوراه)، مسائل في النحو لأبي البقاء بن يعيش (تحقيق، نشر في مجلة الجامعة الإسلامية ع ٦٩، ٧٠)، تفسير الكتاب العزيز لابن أبي الربيع (دراسة وتحقيق سورة الفاتحة، نشر في المحلة السابقة ع ٨٥ - ١٠٠٠)، شرح القواعد النفيسة المعروفة بنظم المشكل في قواعد المعرب/ نظم القاضي محمد الأمين الأنصاري الدادمكي (تحقيق)، التنبيهات والاستدراكات، تعقبات بدر الدين الدماميني على بدر الدين الزركشي (تحقيق)، ملا على القاري وجهوده في العربية مع تحقيق رسالتين من رسائله:

إعراب الكلمة (أول) في حديث البراء في باب الصلاة من كتاب الإيمان في صحيح البخاري، وإعراب القاري على كلمة (أول) في صحيح البخاري (نُشرت الرسالتان في ملحق التراث بالمدينة ٢/٥/٢ ١٤ ١هـ و العربية في جامع العدبس في مدينة إشبيلية في القرن السادس والسابع، الدرس النحوي في مدينة سبتة (بحث)، الدروس الإسلامية والعربية في المدارس الدينية والجامعات في جمهورية المدارس الدينية والجامعات في جمهورية باكستان بين التقليد وفوضي التلفيق(١).

#### علي سلمان حسن = على عيد حسن

#### علي بن سليمان الرومي (١٣٥٠ - ١٤٢٣ه = ١٩٣١ - ٢٠٠٢م) قاض عالم.

ولد في محافظة الزلفي بالسعودية. كفً بصره وهو في الخامسة من عمره. حفظ القرآن الكريم، طلب العلم عند علماء الرياض، تخرج في كلية الشريعة ثم درَّس فيها. عيِّن رئيسًا لحكمة المجمعة، وقاضيًا في محكمة التمييز ورئيسًا للدائرة الجزائية الأولى. وكان التمييز ورئيسًا للدائرة الجزائية الأولى. وكان قاضيًا بما، وإمامًا وخطيبًا بمسجد السدرة في الرياض، وأعطى فيه دروسًا في الفقه. اهتم بأمور المجتمع، وكان يكتب ويناصح الولاة ويذكرهم بعظم المسؤولية، معطاء، متواضعًا، خلوقًا. مات عصر يوم الخميس متواضعًا، خلوقًا. مات عصر يوم الخميس متواضعًا، خلوقًا. مات عصر يوم الخميس

وُجد في تركته كتاب في التاريخ، وكان يهتمُّ بتسجيل الفوائد، فتحمَّع لديه ما ينتفع بما لو أنها أخرجت للناس (٢١).

علي سليمان الساحلي (١٣٤٣ - ١٤٢٥ه = ١٩٢٤ - ٢٠٠٤م) رجل دولة، باحث شعبي.



ولد في بنغازي. نال إجازة في الحقوق من لندن، ودكتوراه في الأدب من جامعة البندقية بإيطاليا. أستاذ في كلية الآداب بجامعة قاريونس، عمل في الجال السياسي والسلك الدبلوماسي، فتولَّى وزارة المواصلات، والعدل، والمالية، والخارجية، وعمل سفيرًا في لندن، وروما، كما تولَّى رئاسة الديوان الملكي. اهتم بجمع ودراسة الأدب الشعبي في ليبيا من خلال عضويته في لجنة جمع التراث الشعبي التي شكلتها الجامعة المذكورة، وشارك في ندوات ومؤتمرات. تفرّع للبحث والتدريس في الجامعة الليبية عند إنشائها وكان أحد مؤسّسيها... ثم أسهم في تأسيس الحركة الأدبية الحديثة، وشارك في بناء الدولة «الحديثة». مات في عمَّان يوم الجمعة ٢١ أيار (مايو)، أو ٢٤ منه. أصدر عددًا من المؤلفات التاريخية وغيرها التي احتوت على ترجمة لأهم الوثائق التاريخية الموجودة بالمكتبات الإيطالية. وله: ديوان الشعر الشعبي (٢ مج)، حيث طاف ربوع البلاد لجمعه مع قافلة علمية أشرف عليها، وضم مجموعة من دواوين الشعراء القدامي التي كانت في طريقها للانقراض.

وذكر له من المخطوط: شعرنا الشعبي: أصالته وبلاغته، دراسات في الأدب الشعبي (٣).

١٢١هـ) ص١٨٥ - ١٩٥٠.

(٣) الأهرام ع ٢٩٢٠ (٢٢/٤/٥٢١هـ)، معجم

<sup>(</sup>١) موقع مجالس بني الحكم (إثر وفاته).

 <sup>(</sup>۲) الرياض ع (۱۲۰۷۱) ۱۹۲۲/۹/۲۶ه، موسوعة أسبار ۲/ ۸۲۳، لقاء معه في مجلة «العدل» (فصلية تصدرها وزارة العدل السعودية) س ۲ ع ۲ (ربيع الآخر

علي بن سليمان الشيشكلي (١٣٤٤ - ١٩٢٥ هـ = ١٩٢٥ - ١٩٨٣م) (تكملة معجم المؤلفين)

علي بن سليمان الناصر (١٣٦٠ - ١٤٠٠ه = ١٩٤١ - ١٩٨٠م) (تكملة معجم المؤلفين)

على السمان = علي بن على السمَّان

علي أبو سنّ = علي أبو عاقلة أبو سنّ

علي بن سهيل حاردان (١٣٧٧ - ١٤٢٩ه = ١٩٥٧ – ٢٠٠٨م) (تكملة معجم المؤلفين)

علي سيد عاشور (۱۳۳۳ – ۱۳۹۸ه = ۱۹۱۴ – ۱۹۷۸م) مدرِّس، شاعر إسلامي.



ولد في قرية العتامنة التابعة لمدينة منفلوط عصر، تخرَّج في كلية الشريعة بجامعة الأزهر، درَّس في قريته وفي عدد من القرى المجاورة، وكان من جماعة الإخوان المسلمين. نظم شعرًا كثيرًا، ونُشرت له قصائد في مجلات، ومقالات في مجلة الرابطة.

وله كتاب: الزواجر في خطب المنابر. وطبع له من الدواوين: دموع الوفاء (في رثاء أستاذه عبدالمنعم فارس)، بردة الصبا في مدح المجتبي (جارى في معانيها وجمالياتها بردة البوصيري)، وحي الهجرة.

الأدباء والكتاب الليبيين ١/ ١٧٣.

وله ديوانان مخطوطان: بشائر الشباب، بورسعيد الظافرة(١).

علي سيدو الكوراني (١٣٢٦ - ١٤١٢هـ = ١٩٠٨ - ١٩٩٢م) كاتب، دبلوماسي، مترجم، لغوي.



ولد عدينة عمّان من أصل كردي، بدأ دراسته الابتدائية عدرسة افتتحها العثمانيون أول مرة سنة ١٣٣٤هـ (١٩١٥م) ثم التحق عدرسة صهيون الإنجليزية في مدينة القدس، وتخرّج في الجامعة الأمريكية ببيروت متخصصًا في السياسة والاقتصاد. وكان أول في ثانوية عمّان الحكومية، ثم جرى تعيينه سكرتيرًا أولًا في وزارة الخارجية، ثم نقل إلى حدة، وأصبح قائمًا بالأعمال للمفوضية الأردنية فيها وتنقّل في سفارات أنقرة ودمشق واليمن، ثم تقاعد عن رتبة وزير مفوض.

وكتب خلال هذه المدة كتاب «من عمّان إلى العمادية، أو جولة في كردستان الجنوبية»، ثم طبع كتيبًا عن التعليمات القنصلية الأردنية كان مرجعًا لموظفي السلك القنصلي في المفوضيات والسفارات الأردنية.

وله من الكتب أيضًا: القاموس الكردي الحديث: كردي – عربي، اللرولرستان (نشر في العدد الثاني من المحلد الثاني من محلة المجمع العلمي الكردي في بغداد سنة

1975

ومما ترجم من كتب، ولا يزال بعضها مخطوطًا: الأكراد/ حسن ارفع، رحلة بين الشجعان/ دانا شميث، جمهورية مهاباد الكردية/ أيجلتون، الأكراد/ توماس بوا (وقد علق عليه في كثير من المواضع)، مشكلة الإقليم الشرقي في تركيا/ محمد أمين بوزارسلان(٢).

علي سيف الدين القنطار (١٣٢٢ - ١٤٠٨ هـ = ١٩٠٤ - ١٩٨٨م) (تكملة معجم المؤلفين)

علي بن سيف الله محمد توفيق علي (١٣٣٥ - ١٤٠٢ه = ١٩١٦ - ١٩٨٢م) (تكملة معجم المؤلفين)

علي شائع هادي (١٣٦٥ - ١٩٤٦ه = ١٩٤٥ - ١٩٨٦م) عسكري سياسي، شيوعي نشيط.



ولد في قرية الجليلة إحدى قرى الضالع في جنوب اليمن. شارك بفعالية في الجناح اليساري من الجبهة القومية، وعمل في عدد من المسؤوليات الحكومية والتنظيمية، وانتخب عضوًا سياسيًا باللجنة المركزية. حصل على دورة عسكرية في مجال القيادة

 (۲) وترجمته من كتابه (القاموس الكردي)، الموسوعة الكبرى لمشاهير الكرد ۳/ ۲۲۲، مجلة كوردفان ع ٤ (١٩٩٥م)
 ووفاته فيها ١٩٩٣م.

(١) معجم البابطين لشعراء العربية.

والأركان بالاتحاد السوفيتي، وعند عودته عمل مديرًا للدائرة السياسية بالقوات المسلحة، وكان يعمل على تربية القوات المسلحة للولاء للحزب والثورة وترسيخ القيم والمبادئ الحزبية القائمة على النظرية الماركسية اللينيية. ثم عين وزيرًا للداخلية، مواصلًا سياسته لقمع المعادين للحزب والثورة. قُتل في ٣ جمادى الأولى، ١٣ يناير (كانون الثاني).

صدر فيه كتاب: علي شائع في رحاب الخالدين/ أعده مركز البحوث الحزبية التابع للجنة المركزية للحزب الاشتراكي اليمني بعدن (١).

علي شريعتي بن تقي الدين (١٣٥٢ - ١٣٩٧ه = ١٩٣٣ - ١٩٧٧م) كاتب ومفكر وداعية شيعي.



ولد في قرية مزينان بمحافظة خراسان شمال شرق إيران. تخرج من الجامعة في تخصص الأدب، وأرسل في بعثة دراسية إلى فرنسا، ومن خلال نشاطه السياسي هناك إلى جانب دراسته أسَّس فرع أوروبا لحركة تحرير إيران، ونشط في دعم الثورة الجزائرية. وفي عام ١٣٨٣ه عاد إلى إيران بعد حصوله على شهادة الدكتوراه في علم الاجتماع، وشهادة الدكتوراه في تاريخ الإسلام، ودرَّس في جامعة مشهد، وأحيل الإسلام، ودرَّس في جامعة مشهد، وأحيل على التقاعد بعد أربع سنوات ونصف من تدريسه في الجامعة بسبب نشاطاته. وفي ترييسه في الجامعة بسبب نشاطاته. وفي تدريسه

(١) وما سبق من المعلومات عنه من الكتاب المذكور،وصورته من موسوعة الأعلام للشميري.

هشرگدون نفوا عَنْ عَنْ عَلَى حَالَمَ اللهِ مِ كَا نَهُمْ قَدَّ حَبْوا ما لَيْسَى بَعْتَفَى . اشه آداع دشام ۱ و بمرت ۱ و برگرادهٔ خامان ان دگست و حَبْ له براکنده و از کانون فعاد کم خان و کان و الله منالی تبسیف راند و از نبرود و خوار و تعید فلم کاند و کول جنایی که از که مجودی نمیت !

دچه برسی برت این ه بارگاه ولایمدار مدل ق ارمی طری » و چه معمل گوی سبلین و فیم وطبینی مهت این مکنند طل » ! با حری ! حری که درآن محمودی خلید دامای ، جلاد ومتهد ، درکار مها هم ترمه اند و ...

- \* la

على شريعتى (خطه)

مهندس داعية.

سنة ١٣٨٩ه تأسّست حسينية الإرشاد التي أصبحت مركزًا لنشاطاته، وطبعت عاضراته، وسجَّلت أشرطة له ووزَّعت بالآلاف، لكنها أغلقت وسُجن (١٨) شهرًا. ثم غادر طهران متوجهًا إلى لندن ليبدأ مرحلة جديدة من النشاط. وفي ٣ ليبدأ مرحلة جديدة من النشاط. وفي ٣ رجب، الموافق ١٩ حزيران توفي ببريطانيا في ظروف غامضة، ودُفن بدمشق بجانب مقام السيدة زينب، بعد أن ترك أكثر من مائة عمل، ما بين فلسفي وفكري وأدبي، وعددًا كبيرًا من المحاضرات.

ومما كتب فيه:

هكذا تكلم علي شريعي: فكره ودوره في غوض الحركة الإسلامية مع نصوص مختارة من كتاباته/ محمد رسول فاضل علا.

ومن كتبه المترجمة إلى العربية: الإسلام والإنسان، الأمَّة والإمامة، الإنسان والإسلام ومدارس الغرب، الإنسان والتاريخ، الحجاب، الحرُّ: إنسان بين خيار الفاجعة والفلاح، الحسين وإرث آدم، الدعاء، سيماء محمد صلى الله عليه وسلم، العودة إلى الذات، فاطمة هي فاطمة، محمد صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين: من الهجرة حتى الوفاة، النباهة والاستحمار.

ثم صدرت له «سلسلة الآثار الكاملة» عن دار الأميرة ببيروت، وتضم (٣١) كتابًا(٢).

(۲) الراصد ع ۲۱ (تموز ۱۹۹۲م) ص۷۲۶، الموسوعة

العربية العالمية ١٤/ ١٢١ (وفيها أن نظرياته في علم الاجتماع الإسلامي نظريات أصيلة)، موسوعة الحركات

ولادته في محافظة الشرقية بمصر، انتقلت أسرته إلى محافظة كفر الشيخ، وتخرَّج في كلية الهندسة بجامعة فؤاد الأول. عمل مهندسًا للمساحة بدمنهور، ثم بكفر الشيخ، تعرّف على دعوة الإخوان المسلمين عام ١٣٥٦ه، وتتلمذ على الإمام البنا، ثم نشط في الدعوة وأصبح من رجالها المخلصين، وخاصة في تشكيل فرق الجوالة. كما انضم إلى النظام الخاص، وشارك في جمع السلاح أثناء حرب فلسطين. اعتُقل عام ١٣٦٨ه، ثم عام ١٣٨٥هـ، وعُذِّب في السجن الحربي، ثم اعتقل عام ١٤٠١هـ. ولما خرج انشغل بإعادة البناء التنظيمي للجماعة في كفر الشيخ، فكان أكثر وقته في الخارج، يدور على الشُّعَب والقرى لترسيخ دعوة الإخوان. وقد اقترن بامرأة مؤمنة صابرة ضربت المثل في الثبات والإخلاص، توفي في ٢٢ جمادي الأولى ١٧ نوفمبر. رحمهما الله.

علي أبو شعيشع (١٣٣٧ – ١٤١٣ه = ١٩١٨ – ١٩٩٢م)

من كتبه: يوميات بين الصفوف المؤمنة (١٠).

(٣) المجتمع ع ۱۷۷۳ (۱۲/۱۰/۱۳)، موقع إخوان

الإسلامية ص٣٢٢.

علي الشكري (۱۳۸۷ - ۱۳۳۷ هـ = ۱۹۹۷ - ۲۰۱۰م) (تكملة معجم المؤلفين)

علي شلش (۱۳۵۶ – ۱۹۱۵ه = ۱۹۳۰ – ۱۹۹۳م) أديب، باحث، مترجم.



ولد في مدينة فارسكور بمحافظة دمياط في مصر، وحصل على الإجازة والماجستير والدكتوراه في الصحافة والإعلام من جامعة القاهرة. عمل في صحف ومحلات أدبية وثقافية في مصر والوطن العربي، كما عمل محاضرًا في معهد الداراسات الإفريقية وبعض الجامعات الأوربية والأمريكية، وكان عضوًا في نقابة الصحفيين المصرية، وعضوًا مؤسّسًا في اتحاد كتاب مصر، وعضوًا في لجنة التبادل الثقافي بالمحلس الأعلى للثقافة، وكانت له بصماته في الحياة الثقافية العربية، فهو أول من كتب في أدب أفريقيا، ترجم أدب هذه القارة شعرًا، وقصصًا قصيرة، ومسرحًا، وكشف عن تراثها الغني بالأشكال الأدبية. وامتدَّ نشاطه الثقافي والأدبى ليشمل التحقيق في محال التراث والتراجم، وأدب الرحلات، والمسرح، والنقد الأدبي المتنوع في القصة، والشعر، والرواية، ولم يبهره انفتاحه على الثقافة الغربية، فظلَّ معتزًا بتراثه. حصل على جائزة التأليف الروائي من الجلس الأعلى للآداب، والزمالة الفخرية في الأدب من جامعة «أيوا» الأمريكية. مات في مهرجان القاهرة الأول

ويكي (استفيد منه في جمادي الآخرة ١٤٣٢هـ).

للشعر العربي، وكان بحثه فيه «صدى الشعر العربي في إنجلترا».

وفي عام ١٤١٥ه صدر كتاب بعنوان: «على شلش الحاضر الغائب» الذي أعدَّه عبدالرحمن شلش.

وذكر محفوظ عبدالرحمن أن مجموع كتبه خمسون كتابًا، وظنَّ أن ما بين أوراقه ما يصلح لكتب أخرى، منها:

سلسلة الأعمال المجهولة: جمال الدين الأفغاني (تحقيق وتقديم)، محمد عبده (تحقيق وتقديم)، مصطفى لطفي المنفلوطي (تحقيق وتقديم)، اليهود والماسون في مصر: دراسة تاريخية، التمرد على الأدب: دراسة في تجربة سيد قطب، المحلات الأدبية في مصر: تطورها ودورها، من الأدب الإفريقي، دليل المحلات الأدبية في مصر: ببليوغرافيا عامة: ١٩٣٩ – ١٩٧٩م، سبعة أدباء عامة: وله مؤلفات أخرى ذكرت في الإفريقية. وله مؤلفات أخرى ذكرت في (تكملة معجم المؤلفين)(١).

#### علي شلق = علي محمد شلق

علي بن شنين الكحَّالي (۱۳۸۳ - نحو ۱۹۱۱ه؟ = ۱۹۲۳ - نحو ۱۹۹۱م؟) (تكملة معجم المؤلفين)

#### علي شهيد الكرعاوي (۰۰۰ – ۱٤۲۸ه = ۰۰۰ – ۲۰۰۷م)

محرر صحفي.

رئيس تحرير صحيفة «الجمهورية» بالعراق، صاحب صحيفة «حبزبوز» الساخرة. خُطف وقُتل في ٢٤ شوال، ٤ تشرين الثاني.

(۱) المسلمون ع ۷۰۱ (۲۱۰/۰/۱۱ه)، ببليوجرافيا الرواية في إقليم غرب ووسط الدلتا ص ۲۸۰، الحرس الوطني ع ۱۶۰ (شوال ۱۹۲۱هـ)، الفيصل ع ۲۲۲ مص ۷۰، الأهرام ع ۲۲۲۱ (۲۲۱۹هـ)، الحياة ۲۰/۰/۲۴هـ)، الحياة

علي الشوباشي = على مفيد الشوباشي

على شوك = على محمد شوك

علي شيخ عمر (۱۳۵۷ - ۱۹۲۸ه = ۱۹۳۸ - ۲۰۰۳م) مناضل سياسي دبلوماسي.



ولد بمحافظة أبين في اليمن. دافع عن ثورة (٢٦) سبتمبر، من مؤسّسي الجبهة القومية، عضو القيادة العامة بها، ومن قيادات القطاع الفدائي، نفذ عمليات ضدَّ الجيش البريطاني في عدن، مدير عام الأمن القومي، سفير في روسيا فأثيوبيا، عمل في تحقيق الوحدة، اندمج في المؤتمر الشعبي وصار عضوًا دائمًا فيه، من مؤسّسي فروع المؤتمر بالمحافظات الجنوبية والشرقية، عضو مجلس النواب بعد الوحدة، محافظ أبين ثم شبوة (٢).

على الصافي = على جابر الصافي

علي بن صالح البنيّان (١٣١٤ - ١٣٩٩ه = ١٨٩٦ - ١٩٧٩م) (تكملة معجم المؤلفين)

علي صالح جرادي (۲۰۰۰ – ۱٤۲۸ = ۲۰۰۰ – ۲۰۰۷م) ملاكم، مدرّب، حكم دولي.

(۲) ۲۱ سیتمبر ع ۱۰۲۰



من لبنان. رئيس الاتحاد اللبناني للملاكمة على مدى (٣٧) عامًا، رئيس اللجنة الأولمبية اللبنانية، نقيب أصحاب المدارس الخاصة المجانية، نائب رئيس الاتحاد العربي للملاكمة، مستشار رئيس الوزراء ووزير التربية الوطنية للشؤون التربوية، حكم في بطولات العرب والمتوسط وآسيا والعالم في لعبة الفنّ النبيل، صاحب ومدير مدرستي البراعم والآداب الوطنية في بيروت. مات يوم الأحد ١٢ رمضان، ٣٢ أيلول(١).

علي صالح حبيب الله (۰۰۰ - بعد ١٤١٤هـ = ۰۰۰ - بعد ١٩٩٤م؟) (تكملة معجم المؤلفين)

علي بن صالح أبو الحسن (۱۳۲٤ - ۱۶۰۹ه = ۱۹۰۱ - ۱۹۸۸م) شاعر ثائر.



ولد في القرارة بالجزائر، تعلم في مدارس تونس، ولم يكمل تعليمه بجامع الزيتونة، عاد ليواظب على حلقات العلم، ثم درَّس في عدة مدن، ولاحقه العدو الفرنسي لنشاطه في حدمة الدين والعربية واعتقل، ثم

(١) المستقبل ع ٢٧٤٣ (٢٤ أيلول ٢٠٠٧م).

عاد إلى العمل الوطني، وكانت له اتصالات ولقاءات مع رجال الفكر، وأسهم في نشاطات نادي الترقي بالعاصمة. توفي يوم ٢٥ محرم، ٦ سبتمبر.

من آثاره الشعرية: ديوان أبي الحسن علي بن صالح، ديوان المآسي وأين الآسي، شاعر ثائر (خ)، مذكرات ورسائل (خ)(٢).

علي صالح السعدي (۱۳٤۷ – ۱۳۹۷ه = ۱۹۲۸ – ۱۹۷۷م) حزبی قیادي، ثوري یساري.



من العراق. من عائلة فلاحية كردية (مستعربة). تخرَّج في كلية التجارة والاقتصاد بجامعة بغداد. غلبت عليه الثقافة الحزبية، وانتمى إلى حزب البعث، ومثَّل التيار المتشدِّد فيه، الذي أطاح بنظام رئيس الوزراء عبدالكريم قاسم، وأصبح أمين سرِّ القيادة القطرية بالحزب، وبعد نحاح ثورة البعث عام ١٩٦٣م عيِّن وزيرًا للداخلية ونائبًا لرئيس الوزراء، ثم قاد الانشقاق داخل الحزب مما تسبَّب بأحداث الحرس القومي، ونجم عنه إقصاء البعث من قبل الرئيس عبدالسلام عارف. وتمَّ تسفيره مع محموعة قيادات تياره إلى إسبانيا من قبل خصمه في التيار المنافس حازم جواد بعد انتصاره. وفُصل من قيادة الحزب بسبب انشقاقه. وقد أسهم بعد حركة فبراير ١٩٦٣م في قمع المليشيات الشيوعية الحاكمة إبان حكم عبدالكريم قاسم، وكان من الداعين

(٢) معجم أعلام الإباضية ٢/ ٢٩٤، وصورته من معجم الباطين.

لإعدامه. وبعد ثورة تموز ١٩٦٨م عيِّن سفيرًا في وزارة الخارجية. توفي بلندن في ٦ شوال، ١٩ سبتمبر.

صدر فيه كتاب: على صالح السعدي نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية وسلطة البعث الأولى في العراق ١٩٦٣م/ سيف الدين الراوي<sup>(٦)</sup>.

علي بن صالح بن سعود (۱۳۳۸ – ۱۶۰۱ه = ۱۹۱۹ – ۱۹۸۱م) (تكملة معجم المؤلفين)

علي بن صالح السلوك (۱۳۲۰ - ۱۶۲۳ه = ۱۹۶۱ - ۲۰۱۲م) باحث جغرافي شعبي.



ولد في قرية قرن ظبي بزهران (الباحة) في السعودية، تعلّم في الكتّاب، وفي مدرسة بيضان، وواصل دراسته انتسابًا حتى حصل على الشهادة الثانوية. عمل في إمارة المنطقة، وتدرّج فيها من رئيس قسم الجنايات والسحون إلى مدير عام الشؤون الإدارية والمالية، كما اختير نائبًا لرئيس النادي الأدبي بالباحة منذ تأسيسه عام الأعمال الخيرية، فأنشأ في وقته، ويحبُّ تعاونية، ورأس بحلس إدارة الجمعية الخيرية تعاونية، ورأس بحلس إدارة الجمعية الخيرية بالباحة، وكان عضو الجمعية الخيرية بالباحة، وكان عضو الجمعية الخيرية الباحة، وكان عضو الجمعية الخيرية

(۳) جريدة الزمان ۲ مايو ۲۰۰۹ (نقاته من الموسوعة الحرة عام ۲۵۲۳)، موقع منبر الطليعة الثورية (وفيه وفاته ۸۰۹۸).

السعودية، وعضو الجمعية التاريخية السعودية، وكون مكتبة مرجعية. توفي يوم الأحد ٨ شوال، ٢٥ آب (أغسطس). اهتم بالمورث الشعبي وتاريخ منطقته، وأصدر في ذلك: المعجم الجغرافي للبلاد العربية السعودية: بلاد غامد وزهران، الموروثات الشعبية لغامد وزهران (خمسة كتب)، غامد وزهران السكان والمكان، وثائق من التاريخ(۱).

علي بن صالح الشلي (٠٠٠ - ١٩٨٧ م = ٠٠٠ - ١٩٨٧م) (تكملة معجم المؤلفين)

علي صالح الغامدي (۱۳۵۳ – ۱۹۸۸ = ۱۹۳۱ – ۱۹۸۸م) ضابط عسكري أديب.



من قرية بني مشهور، من قبيلة غامد، عائلة آل حسن، بالسعودية. حصل على شهادة كلية قوى الأمن عام ١٣٦٩هـ، وتولى عدَّة مناصب أمنية، آخرها مستشار بمكتب وزير الداخلية، وتقاعد برتبة لواء. عضو عامل في النادي الأدبي بالطائف. نشر العديد من قصائده في الصحف والمحلات، كما ألقى العديد من المحاضرات في مجالات متعدِّدة. وكانت له ميول أدبية، فقد جمع ألوانًا من الشعر الشعبي في كتاب «أشعار من غامد وزهران» صدر جزؤه الأول. وله كتاب فريد في موضوعه بعنوان «الجريمة والأدب» صدر

(۱) صحيفة البلاد ۲۰۱۲/۸/۲۷م، ۱۰،۱۶۳۳/۱۰هم، ۱۶۳۳/۱۰/۱۰هم، موسوعة الشخصيات السعودية ص۲۸۲

عن الدار السعودية بجدة عام ١٤٠٧هـ، ويقع في ٢٧١ص. ذهب فيه إلى أنَّ أدب الحريمة يشكل جزءًا ملحوظًا من الأدب عمومًا، لأنه سبب رئيسي وأساسي فيما يرتكب من الحرائم. فالحرائم نتاج أدب، ووسيلتها الأولى اللسان، ولقد ثبت أنَّ الحريمة تستخدم الأدب في عالمها لتحارب المجتمعات ونواميسها السائدة عن طريق نفث سمومها في نفوس الأغرار والمنحرفين وسيئي الأدب.

ويقول في إحدى قصائده:

إذا نحن لم نعط الأمور كفاءها

ونأخسذ منها ما يسرُّ بمثقال فقد مُسخت أخلاقنا وطباعنا

وصرنا ذيولًا في الملا شرَّ تمثال أليس منا مجد وتاريخ أمــــة

عريق وأخلاق من النمط العالي توفي بمدينة الطائف في ١٧ جمادى الأولى. وإضافة إلى كتابيه السابقين فله عدة دواوين شعر، هي: عواطف هائمة، حنين، زورق الآمال والدوامات(٢).

#### علي صالح المسيبلي (١٣٥٩ - ١٤٣٤ه = ١٩٤٠ - ٢٠١٣م) كاتب إعلامي أديب.

من اليمن. من مؤسسي الإذاعة والتلفزيون بمحافظة عدن، عمل مذيعًا، وقدَّم العديد من البرامج الإذاعية والتلفزيونية، كما ألَّف العديد من المسرحيات للإذاعة والتلفزيون، وله أكثر من (٣٠) رواية وعمل درامي. توفي يوم الخميس الأول من جمادى الآخرة، الإبريل.

وله عدد من الكتب المطبوعة، مثل: سفران في الأدب اليمني، البردّوني، الشامي،

آباء في المستقبل، سدُّ مأرب وزايد (١٠٠٠).

علي صائب حسون (۱۳۵۰ - ۱۶۰۹ه = ۱۹۳۱ - ۱۹۸۹م) (تكملة معجم المؤلفين)

علي صباح الصباح (١٣٦٨ - ١٤١٧ه = ١٩٤٨ - ١٩٩٧م) أمير عسكري.



ولد في الكويت. تخرج في أكاديمية سانت هيرست البريطانية. عمل مدة مع الجيش الأمريكي في ألمانيا. شارك في حرب رمضان يمصر. وصل إلى رتبة رائد، استقال من القوات المسلحة. عمل محافظًا للأحمدي، فوزير دفاع مرتين، ثم وزير داخلية، ثم رئيس الجهاز الأمني. توفي ١٣ أبريل بلندن إثر أرمة قلسة.



صدر فيه كتاب: لن ننساك/ فرحان الشمري (1).

علي صبري = علي عباس صبري

علي صبري = علي عبدالعزيز صبري

- (٣) سبأ نت ٢٠١٣/٤/١٢م، صحيفة عدن الغد (بالتاريخ نفسه).
  - (٤) قاموس تراجم الشخصيات الكويتية ص٢٨٤.

 <sup>(</sup>۲) من أدباء الطائف المعاصرين ص٢٠٥ عالم الكتب مج
 ١٠ ع ٣ (محرم ١٤١٠هـ) ص٣٨٨، شعراء العصر الحديث في حزيرة العرب ١/ ٢١٧، موسوعة الأدباء والكتاب العرب
 ١١ / ٢٠.

#### علي صدقي أزايكو (١٣٦١ - ١٤٢٥ = ١٩٤٢ - ٢٠٠٤م) باحث في التاريخ الأمازيغي.



ولادته في قرية إكران تاوينغت في الأطلس الجنوبي بالمغرب. انتقل إلى مراكش للدراسة، ونال إجازة في التاريخ والجغرافيا من كلية الآداب والعلوم الإنسانية، ولم يكمل دراسته في الدكتوراه. درَّس بمعهد المغرب الكبير بالرباط، وبالكلية التي تخرج فيها. وشارك في تأسيس «الجمعية المغربية للبحث والتبادل الثقافي»، و «الجمعية المغاربية معارف وثقافة»، و «الجمعية الثقافية الأمازيغية» بالرباط، وأصدر نشرة سماها (أراتن). وكان عضؤا بمجلس إدارة المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، ومن المتخصِّصين الأوائل في التاريخ الأمازيغي، وله دراسات عديدة في هذا الجال نُشرت في مجلات وطنية ودولية، وله مواد في «معلمة المغرب»، ومقالات وأبحاث في «محلة كلية الآداب» بالرباط، ومحلة «هيسبيرس»، وأبحاث منشورة ضمن أعمال ندوات وطنية. توفي يوم الجمعة ٢٦ رجب، ۱۰ سبتمبر.

صدر فيه كتاب: الأستاذ على صدقي أزايكو الراحل الحاضر/ تنسيق وتقديم محمد حمام، ١٤٢٦هـ.

من مؤلفاته: تاريخ المغرب أو التأويلات المكنة، نماذج من أسماء الأعلام الجغرافية والبشرية المغربية، رحلة الوافد لعبدالله بن إبراهيم التاسافتي الزرهوني (تحقيق)، المعجم الصغير: عربي – أمازيغي، أمازيغي – عربي (مع عبدالغني أبو العزم)، السرى بالحسني

وزيادة لمؤلفه إبراهيم بن علي المرتيني (ق ١٢هـ) (لعله تحقيق)، تيميتار: مجموعة شعرية أمازيغية، الإسلام والأمازيغ، عيزمولن: مجموعة شعرية أمازيغية(١).

#### علي صدقي عبدالقادر (۱۳٤٣ – ۱۶۲۹ه = ۱۹۲۱ – ۲۰۰۸م) شاعر.



ولد بطرابلس الغرب، درّس بكلية أحمد باشا، وحصل على دبلوم التعليم وإجازة في المحاماة ومارسها، وانتسب إلى جامعة نابولي الشرقية سنتين. كان عضوًا في حزب المؤتمر الوطنية، اشترك في تأسيس بسبب مواقفه الوطنية، اشترك في تأسيس وشارك في مؤتمرات ومهرجانات وندوات، وشارك في مؤتمرات ومهرجانات وندوات، وترجمت أشعاره إلى لغات. وأطلقت عليه وترجمت أشعاره إلى لغات. وأطلقت عليه الوردة الحمراء، والسريالي الأخير، وشاعر الله لطيوب. مات في الأول من رمضان، الأول من سبتمبر.

كُتب فيه: علي صدقي عبدالقادر شاعر الشباب/ نحم الدين الكيب.

دواوينه: أحلام وثورة، صرحة، زغاريد ومطر بالفجر، الكلمة لها عينان، ضفائر أمي، اشتهاء مع وقف التنفيذ، المجموعة الكاملة<sup>(۲)</sup>.

(٢) معجم الشعراء الليبيين ١/ ٣٥٣، موقع أخبار ليبيا

علي الصقلِّي (۲۰۰۰ - نحو ۱٤۲۸هـ = ۲۰۰۰ - نحو ۲۰۰۷م) (تكملة معجم المؤلفين)

علي الصوفي = علي بن عبدالرحمن الصوفي

علي الصومالي = علي بن عبدالله صواخرون

علي صويلح (١٣٥٦ – ١٣٩٨هـ = ١٩٣٧ – ١٩٧٨م) رئيس جزر القُمر.



تلقّى تعليمه في المعهد الزراعي بمدغشقر، ثم في المعهد الوطني للزراعة الاستوائية بفرنسا. عمل نائبًا في الجلس الإقليمي خلال الفترة من ١٩٦٨ إلى ١٩٧٠م. ثم وزيرًا للتموين ١٩٧٠ - ١٩٧٢ م. وفي أغسطس (آب) عام ١٩٧٥م قاد بمساعدة مرتزق بلجيكي يدعى (بوب دونارد) انقلابًا ضد أحمد عبدالله عبدالرحمن، وتسلم السلطة عقب الانقلاب الأمير سيد إبراهيم، في حين تولى صويلح وزارة الدفاع والعدل من أغسطس ١٩٧٥م إلى يناير ١٩٧٦م. وبعد وفاة الأمير سيد إبراهيم عام ١٩٧٦م استولى على صويلح على الحكم وأقام حكمًا دكتاتوريًا في البلاد. واستمرَّ في الحكم حتى مايو عام ١٩٧٨م حينما قامت مجموعة من المرتزقة التي ساعدته في انقلابه عام ١٩٧٥م بخلعه وإعادة أحمد عبدالله رئيسًا (إثر وفاته).

 <sup>(</sup>١) الكتاب الذي صدر فيه، وحوار معه نشر بمجلة الهوية
 (تاماكيت) ع٣ نوفمبر ١٩٩٤م، نقلته من موقع (الهوية وجود) مع إضافات ببليوجرافية.

للجمهورية مرة أخرى. اغتيل في ٢٢ جمادى الآخرة، ٢٩ مايو أثناء ذلك الانقلاب(١).

#### على الصياد = على محمد الصياد

#### علي طالب الله (۱۳۲۸ – ۱۹۱۶ه = ۱۹۱۰ – ۱۹۸۹م) داعية إسلامي قيادي.

ولد في بلدة القطينة القريبة من أم درمان بالسودان. ونشأ نشأة دينية، واستشهد أخواله الأربعة في الحروب المهدية، مما رغب إليه حبَّ سير الجاهدين وتمنى الاستشهاد. أول ما تعرّف على الإخوان من رسائل الإمام البنا الثلاث (نحو النور) (وإلى أي شيء ندعوا الناس) و(دعوتنا بين الأمس واليوم) وكان يحفظ هذه الرسائل ويردِّدها في أحاديثه دائمًا. اعتُبر أول مراقب عام للإخوان المسلمين، على الرغم من أنه لم يكن يحمل هذا اللقب. وكان أول عضو بالهيئة التأسيسية للجماعة في السودان، وأول من بايع الإمام البنا على دعوته. وقد عيِّن مراقبًا عامًا من قبله عندما كان في السجن. وقد عاصر الحركة الوطنية، ودرس في قسم الآداب بكلية غردون، وعمل في بداياته بوزارة الشؤون الاجتماعية، وأسهم في حركة مؤتمر الخريجين، وعمل مديرًا لمحلة الخريجين، واختاره إسماعيل الأزهري مع آخرين فيما يسمعى باللجنة الثلاثية لتهدئة الجنوبيين بعد تمرد أغسطس ١٩٥٥ ثم عيّن سكرتير الاتصال بمجلس الوزراء. وكان آخر منصب تولاه (مدير مكتب مقاطعة إسرائيل) ثم أحيل إلى المعاش بعد الانقلاب العسكري في ٢٥ مايو ١٩٦٩م (١٣٨٩هـ). تمكن من فتح أول دار علنية للإخوان وأسماها (دار الإخوان المسلمين) بأم درمان، وعُرفت فيما بعد بالمركز العام

(١) أعلام في دائرة الاغتيال ص١٣٦، موسوعة السياسة

.711 /5

للإخوان المسلمين. استمرَّ مسؤولًا عن العمل الإسلامي للإخوان المسلمين حتى مجيء استقلال السودان ١٩٥٦م. ومنذ ذلك الوقت حتى ثورة أكتوبر (١٩٦٤) خفٌّ نشاطه، واقتصر على إشرافه على أسرة النور (وهي أسرة بنائية هدفها تدارس القرآن وتلاوته والعيش في معانيه). دخل السجن ومكث فيه قرابة سنة. في أحداث المحنة المعروفة ١٩٥٤م بمصر وإصدار أحكام الإعدام وغيرها. قاد المظاهرات التي عمت السودان كله لمعارضة النظام الحاكم في مصر، وقد اتفق مع إسماعيل الأزهري - رئيس الوزراء وقتئذ - على ألا يتعرَّض للمظاهرات، وقام بعد ذلك بتكوين اللجنة الوطنية لمواجهة الديكتاتورية العسكرية في شمال الوادى (مصر). توفى بأم درمان في شهر يناير (كانون الثاني)(٢).



علي طالب الله الزعيم الأول للإخوان المسلمين في السودان

علي بن طاهر الحاجي (١٣٧٥ – ١٤١٧ه = ١٩٥٥ – ١٩٩٦م) (تكملة معجم المؤلفين)

#### علي طاهر الدجاني (۱۳۳۰ - ۱۶۲۷ه = ۱۹۱۲ - ۲۰۰۹م) إداري اقتصادي.

من مواليد مدينة القدس. محاز في العلوم الطبيعية والرياضيات من الجامعة الأمريكية ببيروت، عمل في المجلس الإسلامي الأعلى

بالقدس، لكنه استقال وعمل في مكتب المطبوعات العامة لحكومة فلسطين، وتعلم العبرية، وراسل الصحف البريطانية، ونشر مقالات بالإنجليزية في القدس، ثم كان مديرًا للغرفة التجارية العربية بالقدس، وخلالها أصدر مجلة أسبوعية باسم (الهدف) بمشاركة حبرائيل شكري ديب، واستمرت في الصدور ستة أشهر. وبعد النكبة عين مديرًا للغرفة التجارية بعمّان، ووزيرًا للنقل في وزارة وصفى التل.

ومن عناوين كتبه: مشاهدات في الحج، الاقتصاد الأردني، محاضرات في الاقتصاد الأردنية (بالإنجليزية)، القدس: إيمان وجهاد (مع عرفان نظام الدين)، خمسون عامًا في خدمة غرف التجارة والصناعة نشأة وتطورًا ومسؤوليات (٣٠).



علي بن الطاهر بن محرز (۱۳۳۰ – ۱۳۹۸ه = ۱۹۱۱ – ۱۹۷۸م) (تكملة معجم المؤلفين)

علي الطنطاوي = علي بن مصطفى الطنطاوي

علي بن عابدين زين العابدين (١٣٤٣ – ١٤٢٨ه = ١٩٢٤ – ٢٠٠٧م) ضابط شاعر.

 <sup>(</sup>۲) المختمع ع ۱۲۳ (۸۲۸/۱۸) ۱۹۵ ص ۱۶۸ موقع الإخوان المسلمون – السودان (۱۶۳۲هـ).

<sup>(</sup>٣) موسوعة أعلام فلسطين ٥/٢٥٠.



من مكة المكرمة. حصل على إجازة في العلوم العسكرية من الكلية الحربية بمصر، وأكمل دراساته العليا في أمريكا، تولَّى مناصب عسكرية، فكان مديرًا للكلية الحربية، ورئيس هيئة العمليات الحربية، مصفو القيادة العربية المشتركة بالقاهرة، ثم ملحقًا عسكريًا في السفارة السعودية بباريس، عاد ليكون قائدًا لمنطقة مكة العسكرية وقد بلغ رتبة لواء. نشر نتاجه العسكرية وقد بلغ رتبة لواء. نشر نتاجه في صحف ومجلات عربية ومحلية، من أدب في صحف ومجلات عربية ومحلية، من أدب شهر ربيع الأول، نيسان (أبريل).

وله من المخطوط: نحوى، اليهودية والنصرانية في نظر القرآن، الحروب الأربع، نسب إبراهيم الخليل، حكاية حياتي(١).

عزف ونزف.

علي بن عاشور (۱۳۷۰ - ۱۹۱۷ه؟ = ۱۹۰۰ - ۱۹۹۲م) (تكملة معجم المؤلفين)

علي أبو عاقلة أبو سنّ (۱۰۰۰ – ۱٤۲٥ه = ۲۰۰۰ – ۲۰۰۶م) مذيع سياسي.



من السودان. أحد شباب الحركة الاتحادية البارزين، أحد خمسة أسسوا في القاهرة التجمع الوطني المعارض. التحق بهيئة الإذاعة البريطانية في لندن وزامل فيها الطيّب صالح وحسن الكرمي، وكان من أبرز المذيعين فيها، ثم التحق بالسلك الدبلوماسي، فكان سفيرًا للسودان، وأسّس الإدارة الإفريقية في الجامعة العربية وعمل مديرًا لها، وأقام في الإسكندرية.

له: المحذوب والذكريات: أحاديث الأدب والسياسة بين الخرطوم ولندن والقاهرة وباريس (٢ ج)، ولعل له كتابًا آخر فيه، ويعني صديقه محمد المهدي المحذوب(٢).

#### علي بن عامر آل عامر (۱۳۳۹ - ۱۶۱۱ه = ۱۹۲۰ - ۱۹۹۱م) عالم مشارك.

ولد في بلدة الشقة منطقة القصيم في السعودية. أحد القرآن الكريم على الشيخ عبداللطيف عبدالله الضالع، ولازم حلقة عبداللطيف آل الشيخ بالرياض. عُيِّن مرشدًا في القصور الملكية وواعظًا في أحد بيوت الملك عبدالعزيز ومربيًا لأبنائه، ثم إمامًا خاصًا للملك سعود في جامع الملك سعود بالناصرية وتوكَّى الخطابة فيه لسنوات، وبقي بالناصرية وتوكَّى الخطابة فيه لسنوات، وبقي فيه إمامًا ما يزيد على أربعين عامًا، حتى وفاته. تخرَّج من كلية الشريعة، وعين مرشدًا

(٢) الخرطوم ع ٢٦٩٤ (١٨ آب ٢٠٠٤م).

من قبل دار الإفتاء في المنطقة الشرقية، ثم رئيسًا لمركز هيئة الأمر بالمعروف بالناصرية. واشتُهر بالغيرة على دين الله، والتواضع، ورحابة الصدر (٣).

#### علي بن عباس البدري (١٣٤٧ – ١٤١٩ه = ١٩٢٨ – ١٩٩٩م) داعية شيعي كبير.



ولد في الكرادة بالعراق. ولد والده يتيمًا وماتت أمه وهو صغير فتلقفته الشيعة فتمذهب بمذهبهم، فكان أول من تشيّع من عشيرة البوبدري، وقد مات سنة ١٤٠٠هـ. توجه المترجم له إلى التجارة وهو صغير، حتى إنه لم يكمل تعليمه الإعدادي، لكنه تابع العلم حرًا، وخالط كبار علماء الشيعة واستمع إليهم، فأجيز بالتبليغ، وصار ينشر التشيع بين الجنود العراقيين الأسرى لدى إيران، ولقى تشجيعًا كبيرًا من علماء بارزين بمدينة قم الإيرانية، ثم تابع نشاطه في لبنان وسورية والسودان، واستقرَّ بمصر مركزًا على النقاش مع علماء وأساتذة الأزهر، وخاض معهم المباحثات التشكيكية، ووزع كتب الشيعة، وتنقل من مدينة إلى مدينة، وتشيّع بعض المصريين فاستعملهم في التبليغ ومساعدته في توزيع كتب الشيعة مجانًا. عاد إلى العراق ليستشير «آيات الله» في كيفية التقدم في نشر المذهب الشيعي هناك، فوعده الخوئي بالمزيد من التعاون، ومنحه وكالة بعد ذلك. لقى ساحة خصبة في نشر التشيع في سورية بوجود الحوزات الشيعية هناك في عهد حافظ الأسد، فتنقل

(٣) علماء بحد خلال ثمانية قرون ٥/ ٢١٣.

<sup>(</sup>١) الموسوعة الأدبية ٢٣١/٣ الرياض ١٤٢٨/٣/٤هـ، معجم الكتاب والمؤلفين في السعودية ص٦٩، شخصيات في ذاكرة الوطن ص٥٣٥، هوية الكاتب المكي ص١٢٥٠ الأربعاء (ملحق مجلة المدينة المنورة) ١٤٢٥/١٢/٤هـ.

بين جميع محافظاتما وكثير من ضواحيها، والتقى بأبرز علمائها، وافتتح ونشر المراكز والمكتبات لتجمع الشيعة وتدريسهم ومتابعة أحوالهم. وفي السودان تشيَّع مئات الأشخاص على يديه، وركز على طبع الكتب العقائدية، وافتتح هناك عددًا من المراكز لتدريس العقيدة الشيعية وفقهها، كما نحح في إغلاق صحيفة «آخر خبر» التي كانت تحذر من هذه الطائفة وأحابيلها وتقيَّة علمائها ودعاتها والتذكير بتاريخها وموقفها من أهل السنة ومن القرآن الكريم والسنة النبوية وصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان يخطط للكثير هناك، ولكنه مرض فعاد يتعالج في سورية، ثم طهران، ليموت هناك ويدفن بقم، في ٦ جمادى الآخرة.

ومن البلدان التي استطاع أن ينشئ فيها المراكز الشيعية أيضًا: اليمن، تنزانيا، غينيا، سيراليون، المغرب، الجزائر، هولندا، ألمانيا، لندن، السويد، الدانمارك، وغيرها(١).

علي بن عباس حرفوش (۱۳٤٤ - ۱۶۰۱ه = ۱۹۲۰ – ۱۹۸۱م) (تكملة معجم المؤلفين)

علي عباس صبري (۱۳۳۹ – ۱۶۱۱ه = ۱۹۲۰ – ۱۹۹۱م) سياسي حزبي وزير.



(١) موقع (المتحولون) استفيد منه في محرم ١٤٣٤هـ.
 وهوغير «علي البدري» عميد كلية اللغة العربية بالقاهرة.

من محافظة الشرقية عصر. تخرج في كلية الطيران. شارك في ثورة يوليو عام ١٩٥٢م. عمل مديرًا لمكتب الرئيس جمال عبدالناصر، وأشرف على المخابرات العامة، وتولَّى رئاسة محلس الوزراء. كان عبدالناصر يعتمد عليه ويعتبره رجل المهام الصعبة في الثورة، فكان أول من حمل رسالة إلى أمريكا حول الثورة،

وسافر مع أول بعثة لتسليح الجيش من أمريكا، كما حمل أول رسالة إلى الاتحاد السوفيتي. تعبَّن نائبًا للرئيس، وبعد هزيمة وكان من مؤسّسي الحزب العربي الديمقراطي (الناصري)، ومسؤولًا عن الاتحاد الاشتراكي، وظلَّ وفيًا لمبادئ عبدالناصر، وكان أشدً من في المجموعة التي عارضت السادات، فأصدرت الحكمة الخاصة حكمًا بإعدامه بتهمة التآمر لقلب نظام الحكم، ثم سُجن عشر سنوات، وحاول لملمة القوى الناصرية وتوحيد حركتها... ومات في أغسطس.

علي صبري يتذكر/ غبدالله إمام. قراءة في أوراق على صبري/ تقليم محمد عروق.

وله من الكتب: المثقفون في مجتمعنا الاشتراكي، سنوات التحول<sup>(١)</sup>.

الاترادالاشتراك العرفي الاترادالاشتراك العرفي الاستراداللات

المسسد الموتيس

برنا سبة اجتماع اللجنه التنفيذة العلم سدد المبدم ارجد أثارة المهتوعات تأثيري

ا مرجوع الاتفاد الأفر الذي وقع بالاحرن الأولى أن الجابيا و الحاج بنسرة النوابات تنبع شرة أينال كدنسا فت العلم بالدين المجدد الجديد ولجن المعدن المعادي المعاد

على صبري (خطه)

علي عباس علوان (١٣٥٦ – ١٤٣٤هـ = ١٩٣٧ – ١٠١٣م)



من البصرة. حاصل على شهادة الدكتوراه من كلية الآداب بجامعة القاهرة. أستاذ النقد الأدبي الحديث في جامعة بغداد، رئيس جامعة البصرة، غادرها إلى الأردن مدرسًا في إحدى جامعاتها، توفي يوم الاثنين ٥ جمادى الآخرة، ١٥ نيسان (أبريل).

من عناوين كتبه: الرواية العربية ومشكلات الواقع، الوحدة العربية في الشعر العربي الحديث، قراءة جديدة في النصِّ التراثي، شعر الشباب وحركة التجديد، تطور الشعر العربي الحديث في العراق: اتجاهات الرؤيا

وجمالات النسيج (أصله دكتوراه)، مختارات من آثار الجاحظ (اختيار مع عناد غزوان وجلال الخياط)، نقد الرواية العراقية: محاولة في تحديث المنهج، دور الأدب في الوحدة العربية: الشعر بين الحربين، الشعر العربي في في اليات القرن العشرين: الحور الأول قصيدة الحرب (بالمشاركة). ورسالته في الماجستير عن شعر جميل صدقي الزهاوي(١٠).

علي بن عباس محدِّث زاده (۱۳۳۸ – ۱۳۹۱ه = ۱۹۱۹ – ۱۹۷۱م) (تکملة معجم المؤلفين)

علي عبدالحسين الحسيني (١٣٥٧ - ١٤١١ه = ١٩٣٨ - ١٩٩١م) (تكملة معجم المؤلفين)

علي عبدالحميد عيسى (١٣٤٥ - ١٤١٩ه = ١٩٢٦ - ١٩٩٨م) (تكملة معجم المؤلفين)

علي عبدالحميد مرسي (١٠٠٠ - ١٤٣١هـ = ٢٠١٠ مرسي

خبير هندسي.

من مصر. رئيس الخبراء بالأمم المتحدة UNIDO، رئيس جمعية المهندسين الميكانيكيين، رئيس مجلس إدارة المؤسسة المصرية العامة للصناعات المعدنية. نُعي في 12 ربيع الأول، ٢٨ فبراير(٢٠).



علي عبدالحميد مرسي كان رئيس الخبراء بالأمم المتحدة (UNIDO)

 (۱) البیان (الإمارات) ۲۰۱۳/٤/۱۹م، معجم المؤلفین والکتاب العراقیین ٤٠٤/٥، موقع المسلمة ۲۰۱۳/٤/۱۷م.
 (۲) الأهرام ع ٤٥٠٠٩ (٤٠١/٣/١٤)ه.).

علي بن عبدالحي الحسني الندوي = أبو الحسن على. .

علي عبدالرحمن الأمين (١٣٢٢ – ١٤٠٣ هـ ١٩٠٤ – ١٩٨٣م)

قيادي حزبي وزير. هو علي بن عبدالرحمن بن الفكي الأمين

الضرير.



ولد في الخرطوم. تخرج في كلية غردون قسم القضاء الشرعى. تنقل قاضيًا شرعيًا في أكثر من مدينة، وكان أول قاض شرعى في الجنوب، فأنشأ به المحاكم الشرعية، وقدَّم تسهيلات لأهله للدراسة بالأزهر. تفرغ للعمل السياسي، عمل وزيرًا للعدل، وشغل مناصب وزارية في كلِّ الحكومات البرلمانية حتى قيام انقلاب ٢٥ مايو ١٩٦٩م، منها كونه وزيرًا للخارجية. وهو من مؤسّسي مؤتمر الخريجين، وحزب الأشقّاء، والحزب الوطني الاتحادي. دعا لمؤتمر الخريجين في الجنوب، كما قام بنشاط دعوي، وأسَّس جمعية المؤلفة قلوبهم. قاد الانشقاق على الحزب الوطني الاتحادي عام ٥٦ -١٩٥٧م، وأسَّس بدعم من زعيم طائفة الختمية حزب الشعب الديمقراطي، ثم اندمج مع الحزب الوطني الاتحادي تحت اسم الحزب الاتحادي الديمقراطي واختير نائبًا لرئيس الحزب. عارض نظام ٢٥ مايو ١٩٦٩م واعتُقل عدة مرات، وتعرَّض لعقوبة الإعدام. وكان من مؤسِّسي مجمع البحوث الإسلامية، رأس تحرير جريدة المؤتمر، ودعا إلى الاتحاد مع مصر، وعارض المعونة الأمريكية، وكان ذا علاقة وطيدة

بجمال عبدالناصر.

له: الديمقراطية والاشتراكية في السودان، الإسلام يواجه الاستعمار والوثنية والصهيونية (٢٠).

#### علي بن عبدالرحمن السباعي (١٣١٢ - ١٤١٩هـ = ١٨٩٤ - ١٩٩٩م)

عالم مشارك.

من قبيلة أولاد أبي السباع بالمغرب. درس على علماء، وأتمَّ دراسته في جامعة ابن يوسف بمراكش، وأجازه جلُّ الشيوخ، وصار من فئة العلماء الأولى، فدرَّس بالجامعة نفسها، ومساجد عدة، وحاضر في التفسير والحديث والفقه واللغة، وتولى قضاء شيشاوة وغيرها، وخطب، وعيِّن عضوًا في المجلس العلمي لمدينة مراكش، مات عشية الاثنين ٢٣ رمضان، ١١ يناير (1).

#### علي بن عبدالرحمن الصوفي (۱۳۱۰ – ۱۴۱۱ه = ۱۸۹۲ – ۱۹۹۱م) عالم جليل.

من أوجادين بإثيوبيا، ذات الأغلبية الصومالية. حفظ القرآن الكريم، وهاجر لطلب العلم في بلاد شقّ، واستقرّ بمكة المكرمة، وتلقّى فيها العلوم الشرعية والعربية والقراءات، ثم درَّس بما، وعاد لينشئ مدارس بالصومال وإثيوبيا، استقرّ بعلم، وخاصة في القراءات والتجويد، وانتفع به خلق لا يحصون، ارتحل إلى مصر والتقى بكبار قرّائها، وأجيز بالقراءات السبع، من شيوخه حامد التيجي المصري، السبع، من شيوخه حامد التيجي المصري،

 (٣) معجم شخصيات موقمر الخريجين ص٩٥، موسوعة الرموز والشخصيات الوطنية السودانية ص٢٨٥، معجم المؤلفين السودانين ٢٥١/٢.

(٤) معلمة المغرب ١٤/٠/١٤، من أعلام الفتوى بمراكش ص ٦٥.

حبيب عمر الشاطري، عبدالرحمن المشهور. جلس للتدريس في بلاده حتى آخر حياته. مات رحمه الله في ٢٩ ذي القعدة، ١١ حزيران(١).

علي بن عبدالرحمن الضرير = علي بن عبدالرحمن الأمين

**علي عبدالرحمن نميري** (۱۳۵۷ - بعد ۱۱۵۱۸ء = ۱۹۳۸ - بعد ۱۹۹۷م؟) (تكملة معجم المؤلفين)

#### علي عبدالرزاق باذيب (١٣٥٣ - ١٩١١ه = ١٩٣٤ - ١٩٩١م)

حزبي قيادي شيوعي.

ولد في الشحر بحضرموت، انتقل إلى عدن وتعلم في مدارسها، تولَّى مسؤولية العديد من الصحف، انخرط في العمل السياسي والحزبي، عضو في اللجنة المركزية للجبهة القومية (التنظيم السياسي الموحَّد)، ثم في المكتب السياسي، سكرتير اللجنة المركزية للحزب الاشتراكي، عضو مجلس النواب، والمجلس الاستشاري، مات في ٥ رجب، والمجلس الاستشاري. مات في ٥ رجب، ٢ كانون الثاني (يناير)(٢).

#### علي عبدالسلام الفزّاني (١٣٥٥ - ١٤٢١ه = ١٩٣٦ - ٢٠٠٠م) شاعر مُرِّض.



(١) إمتاع الفضلاء ٣/ ٢٦٦.

(٢) اليمن في ١٠٠ عام ص٣١١٠.

ولد في قرية صرمان غرب طرابلس الغرب. حفظ القرآن في العاشرة، انتقل إلى مدينة بنغازي وحصل على دبلوم في التمريض، ثم إلى الإسكندرية متخصّطا في علوم التغذية والتوعية الصحية، وسبق له الحصول على دبلوم صيدلي مساعد ودراسة أصول اللغة وعلومها بالجامعة الإسلامية بمدينة البيضاء. شغل منصب مدير الثقافية في بنغازي، فأمين الشؤون الثقافية بأمانة إعلام بنغازي، مؤسّس فرع رابطة الكتاب فيها، عضو هيئة الصحافة العالمية. حضر هيئة الصحافة العالمية. حضر مؤترات وأعدَّ برامج إذاعية وحصَّل جوائز. مات يوم (٢٦) أيلول.

عندالها وبغدو العادر وجلاند العند العلى فيعلى الرب النار الواقد وان لهي وماء المالم أو لوندرين ماذا محنة إلعين وما تفة مامنا والتشرقي ماسحرار عن الر المالي عدراء تشلو مد جبيب على الفزاني (خطه)

دواوينه الشعرية: رحلة الضياع، أسفار الحزن المضيئة، قصائد مهاجرة، الموت فوق المئذنة، المجموعة الشعرية الأولى، مواسم الفقدان، الطوفان آت، دمي يقاتلني الآن، والقنديل الضائع (ديوانان في مجلد واحد)، أرقص حافيًا، طائر الأبعاد الميتة، فضاءات اليمامة العذراء.

وذُكرَ ما له من المخطوط في (تكملة معجم المؤلفين)(٢)

(٣) معجم البابطين ٣/ ٥٨٠، دليل المؤلفين الليبيين
 ص٢٦٢، معجم الأدباء والكتاب الليبيين ١٨ ٨٠١، معجم

علي عبدالسلام المعزاوي (۰۰۰ – ۱٤۲۷ه = ۰۰۰ – ۲۰۰۲م) (تكملة معجم المؤلفين)

**علي عبدالعزيز** (۱۳۶۳ – ۱۹۲۵ه = ۱۹۲۶ – ۲۰۰۶م) داعية صابر.



نشأ في منطقة شيرا بالقاهرة، كان عمل بمهنة «عامل بناء» قبل التحاقه بركب الدعوة في جماعة الإخوان المسلمين، وقد التحق بالدعوة وهو في سنّ صغيرة في شبابه، وتدرَّج فيها حتى كان مسؤولًا عن الحرفيين على مستوى مصر. قضى عشرين عامًا في المعتقلات، وكان ضابط اتصال بين إخوانه وإدارة المعتقل، ودرس في السجن حتى حصل على شهادة الثانوية العامة. وقد ذاق أنواع التعذيب والإعنات، وهو صابر محتسب. وكان لا يتحدث عن نفسه، ويرفض كشف كثير من الأمور التي واجهته في حياته. عمل في الكويت مدة في الهيئة العامة للإسكان بوظيفة مراقب مباني، وكان يقوم بواجب الدعوة والخطابة بين زملائه، كما عمل إمامًا وخطيبًا متطوعًا بوزارة الأوقاف، وبقى هناك أثناء الغزو العراقي، يطوف بالمساجد ويلقى الدروس. أصيب بجلطة في المخ مرتين وأصيب بشلل نصفى إلى أن توفاه الله(١).

الشعراء الليبيين ١/ ٣٦٣.

 <sup>(</sup>٤) المجتمع ع ١٦١٣ (٢١ جمادى الأخرة ١٤٢٥هـ)
 ص ٥٥.

كردستان العراق، التي تأسَّست سنة

١٣٩٨هـ (١٩٧٨م) وأعلنت عن نفسها

بعد ست سنوات باسم الرابطة الإسلامية،

وخاضت الجهاد بعد ثلاث سنوات من

إعلانها، وكانت بزعامة شقيقه عثمان،

وتولَّى هو زعامة الحركة بعد وفاته، وهي

أمُّ الحركات الإسلامية في كردستان، التي

تفرَّعت منها حركات إسلامية أخرى. وكان

سياسيًا محنكًا، صاحب جرأة وصولة في

الحق وإرادة قوية وصبر طويل، وقد شارك

في تأسيس الحزب الإسلامي مع الشيخ

محمود الصواف ونعمان السامرائي. وكان

يناصب العلمانيين والبعثيين العداء ولا

يفاوضهم. وإضافة إلى كونه من رواد العمل

الإسلامي فإنه كان له دور في حلِّ الكثير

من النزاعات بين العوائل والعشائر الكردية

والأحزاب هناك. لكن بالرغم من مكانته

حدثت في عهده اختلافات وانشقاقات

مما أثر على قوة الحركة ومكانتها، بعد أن

كانت ذات قاعدة جماهيرية واسعة، ولاقت

عنفًا ومجابحة عسكرية قوية من حزب جلال طلباني حتى أرغم على الهروب إلى إيران،

ولعله عولج هناك من مرض مفاجئ أصيب

به إثر هذه الصدمة. ثم تصالحوا وعاد...

وقد زار الرياض إثر تحرير الكويت في حرب الخليج الثانية، وكان الحديث عن الإبادة

الجماعية للأكراد في حلبجة على يد الرئيس

صدام حسين في أوجه، واجتمع إليه ثلة

من الأكراد كنت بينهم، فكان يجيب على الأسئلة ويتحدث عن تاريخ الحركة وما إلى ذلك، وكان كتومًا، لعله من الحذر. وقد أصيب في حلبجة أثناء قصفها بالغازات السامة عام ٨٠١ اه ولكنه عولج فعوفي، ومات في لندن بينما كان يتعالج هناك، وأعيد ودُفن بحلبجة، ركما في ٢٨ صفر

#### علي عبدالعزيز الخضيري (٠٠٠ – ١٣٩٧ه = ٠٠٠ – ١٩٧٧م)

داعية محسن، ناصح أمين.

أسهم في تأسيس جمعية الإصلاح الاجتماعي بالكويت أواخر عام ١٣٨٣هـ، وبذل جهده من أجل أن تؤدي الجمعية رسالتها في نشر الوعى الإسلامي، وجمع التبرعات ودعم مالية الجمعية عندما عهد إليه بأمانة الصندوق، ثم احتير نائبًا للرئيس، وأخيرًا أمينًا عامًا للجمعية. وكان عضوًا في مجلس إدارة مؤسّسة النجاة الخيرية، وصاحب جهود في الإنفاق على مراكز تحفيظ القرآن الكريم والإشراف عليها، وأسهم في الوفود التي قابلت المسؤولين بالكويت لضرورة إصلاح الأوضاع وفق أحكام الشريعة الإسلامية. عُرف بتمسُّكه بتعاليم الدين الحنيف، والغيرة عليها، والدعوة إليها، مع دماثة الخلق، ورحابة الصدر، وتواضع، وجرأة في أداء النصيحة بالحكمة(١).

المدنية من جامعة إلينوى بأمريكا، وعمل أستاذًا بكلية الهندسة في جامعة القاهرة، اهتم باستخدام علم ميكانيكا التربة والأساسات في صيانة وتدعيم الآثار المصرية، إضافة إلى الطرق الفنية الحديثة لاكتشاف مواقع الآثار والمعابد تحت سطح الأرض، وكان أول من اهتم بتأثير الأملاح والكبريتات الموجودة في مياه الرشح على المنشآت، وقام بتدعيم وإصلاح وترميم كثير من الآثار الإسلامية والقبطية، وكان أحد بناة السدِّ العالى، وشارك في معاينة وطريقة معالجة آثار الدمار التي لحقت عباني القرى - ومعظمها مبان أثرية -بجنوب لبنان عقب عدوان الكيان اليهودي عليه عام ١٤١٣ه. عضو في لجان علمية عديدة، منها اللجنة الدائمة للآثار المصرية، ونال جوائز وأوسمة، منها جائزة الاتحاد العام للآثاريين العرب التقديرية، ومات في الأول أو الثاني من شهر صفر، ١٦ أو ١٧ ینایر <sup>(۲)</sup>.



علي عبدالعزيز محمد (١٣٤٨ – ١٤٢٨ه = ١٩٢٩ – ٢٠٠٧م) زعيم قيادي إسلامي.



هو المرشد العام للحركة الإسلامية في (٢) منتدى كلية هندسة أسوان ٢٠١٠/٩/٢٩م، الموسوعة الحرة (إثر وفاته)، الأهرام ١٤٣١/٢/١٨ه.



علي عبدالعزيز الخضيري .. كان الأمين العام لجمعية الإصلاح الاجتماعي

علي عبدالعزيز صبري (١٣٣٨ – ١٤٣١هـ = ١٩١٩ – ٢٠١٠م) مهندس مدني مشهور.



من مصر. حصل على الدكتوراه في الهندسة

(١) المجتمع ع ٣٤٣ (١٩٩/٤/٩) ص٣٠.

(٣) مواقع في الشبكة العالمية، منها موقع صوت العراق،
 والأفق الجديد، وأصوات العراق، بتاريخ ٢٢٨/٣/٢١هـ.

الموافق ۱۷ آذار. رحمه الله(۱).



علي عبدالعزيز محمد.. المرشد العام للحركة الإسلامية في كردستان العراق

علي عبدالعزيز نصر (١٣٤١ - ١٤١٩ه = ١٩٢٢ - ١٩٩٨م) تربوي مناضل شاعر.



ولد في مدينة الحديدة باليمن، أخمى تعليمه الثانوي في صنعاء، ومع بداية العهد الجمهوري عمل مديرًا للتعليم الثانوي، ثم كان عضوًا في مكتب رئيس الجمهورية للقسم السياسي والجنوب اليمني المحتل، فرئيسًا للبلدية، وأنشأ مدرسة غوذجية في مدينته، أسهم في تأسيس الجبهة الوطنية وحرَّر في صحيفة الفجر، والزمان، والشعب، وكان عضوًا في حزب اتحاد القوى الشعب، ونائبًا في مجلس الشورى، ثم في مجلس ونائبًا في مجلس الشورى، ثم في مجلس الشعب. وله مقالات في صحف ومجلات عديدة، ونظم شعرًا كثيرًا. واعتبر من رواد الشعر الحديث؟ مات في ٣ رمضان، ٢١ كانون الأول (ديسمبر).

وطبع له من الدواوين: أنا الشعب، الإسلام ثورة وتشريع، شذرات من أدب المسيرة، أحلام المسير، كفاح شعب(١).

 (۱) صنعاء عاصمة الثقافة العربية بتاريخ ٣ يونيو ٢٠٠٤ (موقع)، معجم البلدان والقبائل اليمنية ٢/ ١٧٣٩، معجم البلدان والقبائل اليمنية ٢/ ١٠٢٠،

على عبدالعظيم = على محمد عبدالعظيم

علي بن عبد علي الخاقاني (١٣٢٧ - ١٣٩٩ه = ١٩٠٩ - ١٩٧٩م) كاتب موسوعي، مهتم بتراث الشيعة.



من النجف. تتلمذ على مشايخ أسرته في العلوم الشرعية والعقلية، اصطحب محمد حسين كاشف الغطاء ونظم مكتبته بفهرس تجاوز مجلدين، صاحب مجلة «البيان» التي صدرت في النجف عام ١٣٦٦ – ١٣٦١ه. من الصحفيين الأوائل الذين ناصروا المرأة في الكتابة عنها وتشجيعها كتبوا عن التراث الشعبي العراقي، ومن كتبوا عن التراث الشعبي العراقي، ومن الأوائل الذين ثقافية أخرى. شارك في عدة مؤتمرات، منها مؤتمر القدس سنة ١٣٥١ه. مات ببغداد. عرف بإصداره موسوعات عن شعراء المدن، وكتب أخرى، يتبيّن بعضها من القائمة التالية:

شعراء بغداد منذ تأسيسها حتى اليوم (٢ مج) ولم يكمل)، شعراء الحلة أو البابليات (٥ مج)، شعراء الغري أو النجفيات أو الكوكب الدري من شعراء الغري (١٢ مج)، فنون الأدب الشعبي (١٢ مج)، مخطوطات المكتبة العباسية في البصرة (٢ مج)، مشاهداتي في الثورة العراقية سنة ١٣٠٠/ محمد علي كمال الدين (تقديم وتحقيق)، منتخبات الأبوذيات الحسينية الكبرى (جمع وتأليف)، منتخبات

الأبوذيات الكبرى في الغزل والنسيب، نهاية الأرب في معرفة أنساب العرب/ القلقشندي (تحقيق)، وله كتب أخرى مطبوعة ذكرت في (تكملة معجم المؤلفين).

وله أيضًا من المخطوط أكثر من (١٢) كتابًا، منها: شعراء الموصل، وشعراء كربلاء، والبصرة، وواسط، في أكثر من ٢٠ مجلدًا. والأدب المنسي في عشرة أجزاء صغيرة، دليل الآثار المخطوطة في العراق (٤ ج)، وفيات الرجال (١٤ ج)، شعراء الأسرة المالكة(٢).

علي عبدالعليم محجوب (۲۰۰۰ – ۱٤۳۰ ه = ۲۰۰۰ – ۲۰۰۹م) (تكملة معجم المؤلفين)

علي عبدالفتاح = علي بن محمد عبدالفتاح المخزنجي

علي عبدالفتاح (۱۳۸۸ – ۱۶۱۷ه = ۱۹۲۸ – ۱۹۹۷م) قائد عسكري إسلامي شهيد.



ولد في قربة المكنية بمحافظة المتمة شمال السودان. تخرج في جامعة الخرطوم. سكرتير ثقافي لاتحاد طلبة جامعة الخرطوم، من أعضاء الحركة الإسلامية، من مؤسسي جمعية أنصار الجهاد الأفغاني، والمنتدى

(۲) موسوعة أعلام العراق 1/ ٤٤١، معجم المؤلفين العراقيين ٢/ ٤١٨، المنتخب من أعلام الفكر ص٣٢٩، أعلام الأدب في العراق الحديث ٣/ ١١٨ (ووفاته هنا ١٩٧٨م)، معجم المؤلفين والكتاب العراقيين ٥/ ٣٩٠، معجم رجال الفكر والأدب في النجف ٢/ ٤٧١ (وفيه وفاته: ١٣٩٨ه).

الفقهي للقضايا الفقهية والشرعية. جاهد في جنوب السودان وكان أميرًا للمجاهدين، كما جاهد في البوسنة والهرسك. وكان شاعرًا خطيبًا حماسيًا... استشهد يوم ١٣ ذي القعدة (٢١) آذار مارس.

صدر فيه كتاب يحوي سيرته ومجموع قصائده ووصاياه وخطبه بعنوان: علي عبدالفتاح: بريق العابرين/ سيف الدين حسن سيد(۱).

علي عبدالفتاح السعيد (١٣٨٠ - ١٤١١ه = ١٩٦٠ - ١٩٩١م) (تكملة معجم المؤلفين)

علي عبدالفتاح علَّام (۱۳۲۸ - ۱۶۰۰ه = ۱۹۱۰ - ۱۹۸۰م) شیخ صوفی، رجل مبرّات وإحسان.



من القاهرة، تعلّم في الكتّاب وجوَّد القرآن بالقراءات السبع، ولم يستمرَّ في التعليم العام، عكف على دراسة العلوم الشرعية والعقلية، واهتمَّ بالتصوف، وعمل ميكانيكيًا، أسلم على يده صاحب مصنع يهودي، ثم افتتح متجرًا كبيرًا للغلال، وصار شيخًا للطريقة البيومية في مصر، ونشط في الدعوة وبناء المساجد، وأسلم على يديه خلق كثير من ملل وجنسيات على يديه خلق كثير من ملل وجنسيات ومستويات علمية واجتماعية مختلفة، وصار له مريدون بالآلاف في شتى البلدان العربية، ومات وقد بني ستين مسجدًا.

(١) ومنه ترجمته.

له تآليف في التصوف خاصة، منها: المناقب (وهو أشهر كتبه)، سعد السعود، السرُّ الملهم والكنز الأعظم، الحبُّ الصافي، سعادة الدارين، جامع السعود، كنز الطالبين، نور الأنوار. وكلها طبعت. وله خطب مسجلة على شرائط كاسيت، وشعر كثير مخطوط(٢).

علي بن عبدالقادر بدُّور (۱۳۴۹ – ۱۹۲۰هـ = ۱۹۳۰ – ۱۹۹۹م) مفكر قومي وحدوي.



ولد في حلب، تخرج في كلية الحقوق بجامعة دمشق، مارس المجاماة، مدير الدفاع المدين بحمص. شارك في تأسيس «نادي شباب العروبة للآداب والفنون» و «الجمعية العربية المتحدة للآداب والفنون»، واشتغل بالأدب، عضو جمعية القصة والرواية في اتحاد الكتاب العرب. شارك في محاضرات أخياد الكتاب العرب. شارك في محاضرات وندوات أدبية وثقافية واجتماعية وفكرية وندوات أدبية وثقافية واجتماعية وفكرية عديدة، حصل على جائزة «الباسل» للإنتاج الفكري. توفي يوم السبت ١٩ شعبان، ٢٧ تشرين الثاني.

من كتبه: ١٢ قصة من حلب (مع آخرين)، العرب والعروبة شعبًا وقضية، الأدب والقومية العربية، مرض السيادة القومية، نحو أدب قومي جديد، الثورة بين النظرية والواقع، الفكر الاشتراكي العربي، الوحدة العربية والنظريات العلمية، القومية والثورية

(٢) الطبقات الكبرى ٣/ ٥٧٤، معجم البابطين لشعراء العربة.

على عبدالقادر حافظ (١٣٢٧ – ١٤٠٨هـ = ١٩٠٩ – ١٩٨٨م) من رواد الصحافة في بلده.

في الفكر العربي، من ظلام التجزئة إلى فجر

الوحدة. وغيرها المذكورة في (تكملة معجم

المؤلفين)(٣).



ولد في المدينة المنورة، ودرس في مدارسها، وفي حلقات المسجد النبوي، حصل على شهادة التدريس. بدأ كاتبًا في قسم المحاسبة عديرية المالية بالمدينة، ثم كاتبًا في المحكمة الشرعية، فرئيسًا للكتاب، ثم مديرًا لفرع حتى عام ١٣٨٥ه حيث تفرغ لأعماله الخاصة والكتابة. أسَّس مع أخيه عثمان حافظ جريدة المدينة المنورة عام ١٣٥٦ه، وتدرجت من أسبوعية إلى نصف أسبوعية، وتدرجت من أسبوعية إلى نصف أسبوعية، ثم يومية عندما أصدرها في جدة عام ١٣٨٢ه، وقد اشتركا في إدارتها وتحريرها قرابة ثلاثين عامًا، حتى انتقل امتيازها إلى قرابة ثلاثين عامًا، حتى انتقل امتيازها إلى مؤسسة المدينة للصحافة.

كما أسَّس مع أخيه عام ١٣٦٥هـ مدرسة الصحراء الابتدائية بالمسيجيد على بعد ٨٣ كيلو مترًا من المدينة المنورة، وهي أول مدرسة لتعليم أبناء البادية في الجزيرة العربية، وتخرج منها المئات. وكان عضوًا في الوفود الحجازية التي دعاها الملك عبدالعزيز عام

(٣) الضاد (آذار ٢٠٠٠م) ص٥٨، تراجم أعضاء اتحاد الكتاب ص٩٣، معجم أدباء حلب ص١٣، موسوعة أعلام سورية ١/ ٢٢١، معجم المؤلفين السوريين ص٧٥، مئة أوائل من حلب ص٨٤٨، أدباء من حلب ٣/ ٢٠٨.

المرياض. واختير عضوا في المؤتمر وطني سعودي بالرياض. واختير عضوا في المؤتمر الصحفي العالمي في طوكيو عام ١٣٩٨ه. وعضوا في مؤتمر الصحافة الإسلامية الذي نظمته رابطة العالم الإسلامي المنعقد في قبرص الإسلامية عام ١٣٩٩ه. ونظم الشعر. توفي في السادس من شهر رمضان.



علي حافظ أسس مع شقيقه عثمان صحيفة (المدينة) واشتركا في إدارتها

قدمت فيه رسالة ماجستير بعنوان: علي حافظ: حياته وشعره/ ناصر بن راشد بن شيحان. - الرياض: جامعة الإمام،

من تآليفه المطبوعة: فصول من تاريخ المدينة المنورة، سوق عكاظ، بحث في حقوق الإنسان في الإسلام، أضواء من تاريخ المدينة (وهي مجموعة أحاديث قدمها للإذاعة السعودية)، بحث عن الإسلام في شعر شوقي. وكتيب عن نخيل المدينة المنورة، وديوان بعنوان: أولادنا. وكتاب صدر بعد وفاته بعنوان: رحلة قلم: أفكار وتعليقات – مقالات مختارة(١).

علي عبدالقادر أبو نوَّار (۱۳٤٣ - ۱۳۱۱ه = ۱۹۲۱ - ۱۹۹۱م) (تكملة معجم المؤلفين)

علي عبدالكريم الدندشي (١٣٢٥ - ١٤٢٠ه = ١٩٠٧ - ٢٠٠٠م) قائد كشفى.

(۱) عكاظ ع ٧٩٦٤ (١٩٠٨)هـ)، شعراء العصر الحديث في جزيرة العرب ١/ ٥٥، موسوعة الأدباء والكتاب السعوديين ١/ ١٩٩٩، شخصيات في ذاكرة الوطن ص ٥٠٠، معجم الكتاب والمؤلفين في السعودية ص ٣٥.



ولد في قرية باروخة التابعة لمنطقة تلكلخ السورية. درس في الكلية الإسلامية ببيروت، تعرف هناك على جمعية الكشاف المسلم وانتمى إليه، عاد إلى دمشق لينال إجازة في الحقوق من جامعتها. أسَّس تحت ظلّ الاحتلال الفرنسي «الكشاف المسلم» وانتمى إلى حركة القوميين العرب، التي كان من مؤسسيها قسطنطين زريق. تولَّى القيادة العامة لكشافة سورية وصاغ قانونه، كما رأس الاتحاد السوري الفرنسي للفروسية، واللجنة الأولمبية. أول عربي انتخب عضوًا في اللجنة الكشفية العالمية. تولَّى رئاسة اللجنة الكشفية العربية، وعمل مفوضًا إقليميًا لكشافي البلاد العربية، وقام بتأسيس أغلب الجمعيات الكشفية العربية ونسبها إلى المكتب الكشفي العالمي. رئيس محلس رعاية الشباب، وكيل وزارة التربية، أول مدير للتربية الرياضية بسورية. شارك في مؤتمرات ومخيمات محلية وعالمية ونال أوسمة وجوائز (٢).



علي الدندشي تولى رئاسة اللجنة الكشفية العربية

علي بن عبدالكريم الفضيل شرف الدين (۱۰۰۰ – ۱٤۲۹ه = ۲۰۰۰ – ۲۰۰۸م) (تكملة معجم المؤلفين)

علي بن عبداللطيف الجسّار (۱۳٤١ - ۱۹۲۷ه = ۱۹۲۲ - ۲۰۰۶م) عالم واعظ نهضوي.



من الكويت. تعلم في مدرستي الأحمدية والمباركية، شغف بالعلم والأدب، بدأ بالغوص على اللؤلؤ، ثم بالأعمال التجارية. إمام وخطيب مسجد النقرة. كان عضوًا في جمعية الإرشاد الإسلامية التي تأسَّست نحو ١٣٧٠ه، وكانت له إسهامات إسلامية ودعوية كثيرة، وشارك في مشروعات الخير بالكويت، ودعم الشباب في حياتهم العملية. عضو لجنة تنقيح الدستور التي تشكلت سنة ١٤٠٠هـ، ورئيس لجنة المناقصات المركزية بمجلس الوزراء، أعدًّ برامج دينية للإذاعة والتلفزيون، وكتب مقالات في الصحف والجلات. توفي يوم الأحد ٢٦ رجب، ٢٠ آب (أغسطس). من تصانيفه: أوضح المختصرات في شرح أحكام العبادات، مختارات الجسّار من ثمرات الأشعار، النذر والمبشرات في الدروس والعظات، يقظة القلوب والأسماع من خطب المنبر وأحاديث المذياع، منتقى الأشعار من أوراق الشيخ على الجسّار (٣).

 (۳) المحتمع ع ۱۷۱۱ (۲-۱٤۲۷/۸/۸ هـ) ص۸، كتابه «النذر والمبشرات»، قاموس تراجم الشخصيات الكويتية ص ۲۷۹.

(٢) الثقافة (سورية) محرم ١٤٢١ه ص١٦، الموسوعة العربية

(السورية) ٩/ ٣٦٧.

#### علي بن عبدالله جابر (۱۳۷۳ - ۱۶۲۱ه = ۱۹۵۶ - ۲۰۰۵م) قارئ فقیه، إمام الحرم المکی.



ولد في جدة من أصل حضرمي. انتقلت أسرته إلى المدينة المنورة وهو طفل، وتوفى والده وعمره (۱۱) عامًا، ربِّي تربية إسلامية، وكان لوجوده في المدينة المنورة ودراسته في دار الحديث والجامعة الإسلامية أثر في توجيهه. ابتعث إلى كندا وحصل على دورات في اللغة الإنجليزية. وحصل على الدكتوراه في الفقه المقارن من المعهد العالى للقضاء بالرياض، عيِّن قاضيًا في منطقة ميسان قرب الطائف لكنه اعتذر، ثم كان أستاذًا في كلية التربية مكة المكرمة، ثم بجامعة الملك عبدالعزيز بجدَّة، وإمامًا بالمسجد الخاص بالملك خالد في الطائف، أمَّ في الحرم المكبي بين الأعوام (١٤٠١هـ - ۱٤۰۹هـ) بطلب من الملك. وكان قاربًا ملمًا بالقراءات، يراجع يوميًا جزأين من القرآن غيبًا، نديَّ الصوت، صاحب تسجيلات صوتية، صبورًا ومثابرًا على طلب العلم. مات في ١٢ من شهر ذي القعدة، بعد غيبوبة طويلة.

وله من المطبوع: فقه القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق موازنًا بفقه أشهر المجتهدين (أصله دكتوراه).

ورسالته في الماجستير: فقه عبدالله بن عمر وأثره في مدرسة المدينة(١).

(١) موسوعة أسبار ٢/ ٨٣٦، موسوعة الشخصيات



علي جابر كان إمامًا للحرم المكي

علي بن عبدالله الجمعة (۱۳۲۲ – ۱۶۲۸ ه = ۱۹۶۳ – ۲۰۰۷م) عالم محدّث.

من بريدة بالسعودية. كف بصره وهو طفل، أتمَّ حفظ القرآن الكريم في الكتاتيب، ثم حرص على حضور دروس أهل العلم، وممن أخذ منهم: عبدالله بن حميد، محمد الأمين الشنقيطي، عبدالعزيز بن باز. حصل على درجتي الماجستير والدكتوراه في الحديث الشريف من كلية أصول الدين بجامعة الإمام في الرياض، درَّس في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، ثم كان أستاذًا ورئيسًا لقسم السنة في جامعة القصيم سنوات، وكان نشطًا في العلم ونشره، يقيم الدروس في مسجده، ويشارك في ندوات وبرامج إذاعية، ويلقى محاضرات في المساجد والسجون، ويشارك في دورات علمية، وكان رئيسًا لجلس إدارة مكتبة ابن باز الخيرية، ومجلس إدارة المكتب التعاوني للدعوة بحى الفايزية، ومجلس إدارة الدار النسائية لتحفيظ القرآن بالحيِّ نفسه. وكان لطيف المعاشرة، مهذَّب اللفظ، يخفُّ للمعروف، حريصًا على نفع الناس، لا يتوقف هاتفه عن الرنين حتى في ساعات متأخرة من الليل، يستقبل المشكلات ويجيب على الفتاوى. وكان حريصًا على حتم القرآن في أيام قليلة، وحريصًا على التنفُّل في البيت في مكان لا يراه أحد. مات ليلة الأحد ٧ ذى الحجة.

وله مصنفات وتحقيقات لا أعرفها مطبوعة، وهي: شرح مصابيح السنة لزين العرب السعودية ص١١٦٥ عكاظ ع ١١٨٨ (١١٨٨ ١٤٢٥/٨/٣).

(تحقيق)، مرويات أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه، الرهن في الشريعة الإسلامية مقارنًا بالقانون الوضعي (وهو رسالته في الماجستير في الفقه)، كسب المال في ضوء السنة (وهو رسالته في الماجستير لما انتقل إلى قسم السنة)، الأحاديث والآثار الواردة في تاريخ بغداد للخطيب البغدادي: تخريج ودراسة أسانيدها من أول الكتاب حتى ترجمة محمد بن مصعب الدعاء، ثم استكمال رسالته الدكتوراه [كله أو بعضه؟] (٢).

#### علي بن عبدالله الحواس (۱۳۳۷ - ۱٤۱۰ه = ۱۹۱۹ - ۱۹۹۰م) (تكملة معجم المؤلفين)

علي عبدالله الربعي (١٣٦٤ - ١٤٣٤ه = ١٩٤٤ - ٢٠١٢م) (تكملة معجم المؤلفين)

علي بن عبدالله الزبيدي ( ۰۰۰ – ۲۰۱۲ه = ۰۰۰ – ۲۰۱۲م) (تكملة معجم المؤلفين)

علي بن عبدالله ساري (۱۳۳۱ – ۱۶۰۰ه = ۱۹۱۷ – ۱۹۸۰م) (تکملة معجم المؤلفين)

علي بن عبدالله صواخرون (۰۰۰ – ۱٤۳۰ هـ = ۰۰۰ – ۲۰۰۹م) (تكملة معجم المؤلفين)

## علي عبدالله غرامة (١٢٨٣ – ١٤٢٨ هـ = ١٨٦٦ – ٢٠٠٧م)

من منطقة ضاف بمديرية جهران في محافظة ذمار وسط اليمن. عاصر الحكم العثماني والجمهوري، وكان أحد الذين

(۲) مما كتبه صالح بن فريح البهلال في حريدة الجزيرة
 (۲) موسوعة أسبار للعلماء ۸۳۷/۲

أسهموا في عملية ترحيل اليهود من اليمن عام ١٩٤٨م في العملية الشهيرة «بساط الريح». ذكر أنه أكبر معمَّر في اليمن، وأنه حلَّف أكثر من (٨٠) من الأبناء والأحفاد وأبناء الأحفاد، وأنه تزوج سيدة وإحدة رحلت عنه قبل أكثر من (٥٠) سنة، وكانت قد تركت عشرة أبناء: ثلاثة ذكور وسبع إناث، وكان متمتعًا بصحة جيدة. مات في أواسط محرم، أواخر كانون الثاني (يناير)<sup>(۱)</sup>.

علي عبدالله الغلّابي (٠٠٠ – ٢٠١٤هـ = (تكملة معجم المؤلفين)

علي عبدالله فلاتة (۱۳۲۹ – ۱۲۲۶هـ = ۱۹۶۹ – ۲۰۰۳م) (تكملة معجم المؤلفين)

علي عبدالله القرشي (١٣٣٥ – ١٤٠٧ هـ = ١٩١٦ – ١٩٨٧م) (تكملة معجم المؤلفين)

علي بن عبدالله الكُهَالي (٠٠٠ – ١٤١٥ هـ = ٠٠٠ – ١٩٩٤م) (تكملة معجم المؤلفين)

علي عبدالمتعال ( . . . - jak 7 . 3 1 a = . . . - jak 7 h P f a) (تكملة معجم المؤلفين)

علي عبدالمجيد الحمامي (١٣٣٤ - ١٣٩٦هـ = ١٩١٥ - ١٩٧١م) (تكملة معجم المؤلفين)

علي بن عبدالمجيد عبده ( . . . - 173 ( a = . . . - . 1 . 7 9 )

باحث إداري وزير.

(١) الأهرام ع ٢٨٨٦٤ (١/١/١٨١١ه).

من مصر. أستاذ إدارة الأعمال بجامعة القاهرة، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وزير التنمية الإدارية. توفي يوم ٧ رجب، ۱۹ یونیه.

وله كتب، منها: إدارة المشتريات والمخازن، الأصول العلمية للإدارة والتنظيم، الأصول العلمية للتسويق، عناصر التسويق (مع إبراهيم سعد الدين عبدالله)، دور جهاز التوظيف القومي في تنظيم القوى العاملة: دراسة مقارنة مع التطبيق على جمهورية مصر العربية (رسالته في الماجستير التي نال درجتها من قسم إدارة الأعمال بكلية التجارة في جامعة القاهرة عام ١٣٩٤هـ).

# علي عبدالمعطي البطل (١٣٦٠ - ١٤١٨هـ = ١٩٤١ – ١٩٩٧م) أديب ناقد.

ولد في كفر عليم التابعة لمركز بركة السبع في محافظة المنوفية، حصل على الدكتوراه من قسم اللغة العربية وآدابها بجامعة عين شمس، درَّس بمدارس الكويت، ثم بكلية الآداب في جامعة المنيا، وصار رئيس قسم اللغة العربية بها، ثم أعير للتدريس بالسعودية والكويت، وكان عضو لجنة الترقيات لوظائف الأساتذة بالمحلس الأعلى للجامعات بمصر، وقد نظم الشعر ونُشرت قصائد له في كتب ودوريات.

وله كتب مطبوعة، منها: الأداء الأسطوري في الشعر المعاصر: تطبيق على شعر محمد الثبيتي، الرمز الأسطوري في شعر بدر شاكر السياب (أصله ماجستير)، شبح قايين بين إيدث سيتول وبدر شاكر السياب، الصورة في الشعر العربي حتى آخر القرن الثابي الهجري، (أصله دكتوراه)، القصيدة الطقوسية: محاولة في التأصيل، بنية الاستلاب بين عالم النص وعالم المرجع(٢).

# علي عبدالمعطي محمد (۲۰۰۰ – ۲۲؛ ۱ه = ۲۰۰۰ – ۲۰۰۰م)

باحث فلسفي.

حصل على الدكتوراه من قسم الدراسات الفلسفية والاجتماعية بكلية الآداب في جامعة الإسكندرية عام ١٣٩١هـ، ثم كان أستاذ ورئيس قسم الفلسفة ومدير مركز التراث القومي والمخطوطات بجامعة الإسكندرية، وبكلية الآداب في دمنهور، عضو مجلس إدارة الجمعية الفلسفية في مصر، عضو اللجنة العلمية الدائمة لترقيات الأساتذة، حاصل على جائزة الدولة التشجيعية ووسام العلوم والفنون والآداب من الطبقة الأولى. مات في أواخر شهر شوال، أواخر نوفمبر.

صدرت دراسة في فلسفته بعنوان: من القضايا الفلسفية عند الدكتور على عبدالمعطى إلى أوهام السخاوي إلى تاريخ المنطق عند كل من ديمتريو والدكتور ماهر عبدالقادر/ محمد محدي الجزيري. - طنطا:

دار الحضارة، ١٤٢٠هـ.

وله كتب عديدة، وقفت منها على ما يلى: أساليب البحث العلمي (مع محمد السرياقوسي)، دراسات في الفلسفة العامة ومشكلاتها، السياسة بين النظرية والتطبيق، سورين كيركجارد: مؤسّس الوجودية المسيحية، الفكر السياسي الغربي، أسس المنطق الصوري ومشكلاته (مع محمد على أبو ريان)، الفكر السياسي في الإسلام، شخصيات ومذاهب (مع محمد جلال أبو الفتوح شرف)، الإبداع الفني وتذوق الفنون الجميلة، أعلام الفلسفة الحديثة، بوزانكيت قمة المثالية في إنجلترا، الحسّ الحمالي وتاريخ التذوق الفني عبر العصور. وتنظر بقية مؤلفاته في (تكملة معجم المؤلفين).

(٢) معجم البابطين لشعراء العربية.



علي بن عبده دغريري (١٣٧٧ - ١٤١٤ه = ١٩٥٧ - ١٩٩٣م) (تكملة معجم المؤلفين)

علي عبدالهادي فتيان (١٣٦٠ - ١٣٢٠ه = ١٩٤١ – ١٩٩٩م) (تكملة معجم المؤلفين)

علي عبدالواحد وافي (١٣١٩ – ١٤١٢هـ = ١٩١١ – ١٩٩٩م) رائد علم الاجتماع في مصر.



ولد في أم درمان لأب مصري. وهو ينتمي إلى قرية الحمام بمركز ناصر في محافظة بني سويف. عاد إلى القاهرة عام ١٣٢٢ه. تخرَّج في دار العلوم، وحصل على إجازة من قسم الفلسفة والاجتماع بكلية الآداب في جامعة السوربون بفرنسا، كما حصل على أربعة دبلومات في الاجتماع والأخلاق والاقتصاد والتربية وعلم النفس والفلسفة من الكلية ذاتما. عمل رئيسًا ولسما الدراسات الفلسفية والاجتماعية، وأستادًا لعلم الاجتماع بجامعة القاهرة، و

عميدًا لكلية التربية بجامعة الأزهر، وأستاذًا ورئيسًا لقسم الاجتماع بجامعة أم درمان، وكذا أستاذًا ورئيسًا لقسم الاجتماع بجامعة الإمام بالرياض، وقسنطينة بالجزائر، ومحمد الخامس بالرياط. عضو بجمع اللغة العربية، وعضو المجالس القومية المتخصصة. رئيس شعبة الرعاية الاجتماعية بالمجلس القومي في هذه المجالس، وعضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية. اختير رئيسًا للجمعية للمرية لعلم الاجتماع، وأشرف على إصدار بعض مؤلفاتها.

ترجم لنفسه، وذكر تجربته في علم الاجتماع وعدد مؤلفاته في كتاب: علم الاجتماع والاجتماعيون: تجارب وخبرات ص١٧٥ – ٢٠٣.

وقدِّمت فيه رسالة ماجستير بعنوان: الدكتور علي عبدالواحد وافي ومنهجه في الدعوة إلى الله تعالى وجهوده/ عز الدين بيلي الشامي (جامعة الأزهر في طنطا، ٤٣٢ هه).

وله نحو ٥٠ عملًا، لعل أبرزها تحقيقه مقدمة ابن خلدون، ومن أهم مؤلفاته: علم اللغة، الأسرة والمحتمع، مشكلات المحتمع المصري والعالم العربي وعلاجها في ضوء العلم والدين، المسؤولية والحزاء، غرائب النظم، عبقريات ابن خلدون، الأدب اليوناني القلم ودلالته على عقائد اليونان، نظرية اجتماعية في الرق (وهي رسالته في الدكتوراه)، الفرق بين رق الرجل ورق المرأة، بين الشيعة وأهل السنة (وقد ردًّ على هذا الكتاب إحسان إلهي ظهير). وله مؤلفات أخرى ذكرت في الكملة معجم المؤلفين)(۱).

(١) علم الاجتماع والاجتماعيون: تجارب وخبرات ص٧،
 دائرة معارف أعلام بني سويف ص ٤٦، الموسوعة القومية
 للشخصيات المصرية البارزة ص٣٣٩، أعلام مصر في القرن

**علي عبدالوهاب بوظو** (۱۳۳۰ – ۱۶۰۱ه = ۱۹۱۱ – ۱۹۸۰م) سياسي وطني حزبي.



ولد في دمشق. تخرج في معهد الحقوق. مارس الحياة السياسية مذكان طالبًا، قاوم العدو المحتل وتعرض للسجن. انضم إلى حزب عبدالرحمن الشهبندر. شكل مع آخرين «حزب الأحرار» وانتخب أمينًا عامًا له، ورأس تحرير الجريدة التي أصدرها الحزب. من مؤسّسي «حزب الشعب» ثم انتخب أمينًا عامًا له ورأس تحرير جريدته «الشعب»، ثم انضم حزبه الأول إلى هذا. عيّن مستشارًا لحسني الزعيم واستقال بعد أيام. انتخب عضوًا في لجنة الدستور. عيِّن وزيرًا للزراعة، ثم الاقتصاد، فالداخلية مرتين، أشرف على مديرية الدعاية والأنباء والإذاعة والأوقاف، عند قيام الوحدة بين مصر وسورية انتخب عضوًا في الاتحاد، وأقام في مصر لأسباب سياسية، عاد مستأنفًا نشاطه السياسي وداعية إلى تجديد الوحدة دون جدوى، ثم اعتزل، ومات في (٢) ربيع الآخر، (١٤) كانون الأول<sup>(٢)</sup>.

على عبنده = على إبراهيم عبندة

علي عراقي علي إسماعيل (١٣٤٤ - ١٤١٧ه = ١٩٢٥ - ١٩٩٦م) (تكملة معجم المؤلفين)

(٢) أعلام مبدعون ص ٢١، الموسوعة الكبرى لمشاهير
 الكرد ٣/ ٢٣٤، موسوعة الأسر الدمشقية ١/ ٢٧٢، حي
 الأكراد ص ١٣٥٠.

عمر العرباوي = عمر صالح العرباوي

علي عرسان ربابعة (١٣٦٥ - ١٤١٠ه = ١٩٤٥ - ١٩٩٠م) (تكملة معجم المؤلفين)

علي عزَّت بيجوفيتش (١٣٤٤ - ١٣٤٤ه = ١٩٢٥ - ٢٠٠٢م) قائد وزعيم إسلامي، رئيس البوسنة والهرسك.



ولد في بلدة بوسانسكي شاماك بالبوسنة، التحق بكلية الهندسة الزراعية في جامعة سراييفو لمدة ثلاث سنوات، حصل على إجازة في القانون، عمل مستشارًا قانونيًا لشركة بوت، ثم لشركة أبسا، و كلية الهندسة المعمارية في جامعة سراييفو. وقف ببسالة منذ شبابه مدافعًا عن حقوق المسلمين في بلاده مما عرضه للسجن والتنكيل من قبل السلطات الشيوعية.

في عام ١٣٦٦ه (١٩٤٦م) اعتقله النظام الشيوعي الجديد في يوغوسلافيا وأودعه السبحن ثلاثة أعوام بسبب نشاطاته «الإسلامية»، واعتقل مجددًا عام ١٤٠٣ه (١٩٨٣م) بتهمة توزيع منشورات إسلامية، وحُكم عليه بالسجن ١٤٠ عامًا ولكن أفرج عنه بعد خمسة أعوام. وقال أثناءها كلمته المشهورة: «الحمدالله، سأعيش مسلمًا، ولا أجد شيئًا يستحق أن يعيش المرء أو يحوت من أجله إلا الإسلام». وبعد سقوط الأنظمة الشيوعية في شرق أوروبا في العامين ١٩٨٩ و١٩٩٠، سمُح

بتنظيم الأحزاب، فأسَّس «حزب العمل الدعقراطي» الإسلامي المعتدل. وفي نوفمبر (تشرين الثاني) ١٩٩٠ فاز الحزب بالأغلبية في الانتخابات العامة، وأصبح عضوًا في الرئاسة السباعية في البوسنة (ممثلان عن كل من المسلمين والصرب والكروات، وممثل عن بقية الأقليات). وفي مدة رئاسته حاول أن يحافظ على تناغم التعدد العرقى في بلاده بعد تفكك يوغوسلافيا. لكن التوتر تنامى مع مطالب الصرب الانفصال في دولة خاصة بهم تنضم فيما بعد إلى صربيا، وهو ما أدّى إلى اشتعال حرب البوسنة الأهلية التي استمرت أربعة أعوام. وفي نوفمبر ١٩٩٥، أدَّى دورًا كبيرًا للتوصل إلى اتفاقية دايتون التي أنفت الحرب الأهلية، وأدَّت إلى انقسام البوسنة إلى اتحاد مسلم - كرواتي يسيطر على معظم رقعة البلاد من جهة، والكيان الصربي الصغير المسمى «جمهورية صربستا» من جهة أخرى. وبقى عزت عضوًا في هيئة رئاسة ثلاثية بعد ذلك حتى عام ١٤٢١هـ (أكتوبر ٢٠٠٠م) حين استقال بسبب تقدمه في السنّ واعتلال صحته، وتخلَّى للسبب نفسه عن رئاسة حزب العمل الديمقراطي. حاز جائزة الملك فيصل لخدمة الإسلام عام ١٤١٣هـ، وتوفي يوم الأحد ٢٣ شعبان، ٢٠ تشرين الأول (أكتوبر).

ومماكتب فيه بالعربية:

نبت الأرض وابن السماء: الحرية والفنّ عند علي عزت بيجوفيتش/ محمد بن حامد الأحمري.

تفسير غير عربي للإسلام والإنسان والخضارة: روائع أفكار على عزت بيحوفيتش/ رشا أحمد باكبر،

المنهج العقلي عند مسلمي الغرب في ضوء كتابات علي عزت بيجوفيتش ولانج ومراد هوفمان: دراسة وصفية نقدية/ علاء الششتاوي (رسالة ماجستير – جامعة

الأزهر، ١٤٣١هـ).

ومن مؤلفاته بالعربية: الإسلام بين الشرق والغرب (ترجمة محمد يوسف عدس)، عوائق النهضة الإسلامية: مجموعة مقالات (ترجمة حسين عمر سباهيتش)، الإعلان الإسلامي (تحقيق وترجمة محمد يوسف عدس)، هرويي إلى الحرية (ترجمة إسماعيل أبو البندورة). كما صدرت مذكراته مترجمة إلى العربية بعنوان: سيرة ذاتية وأسئلة لا مفرَّ منها/ ترجمة عبدالله الشناق، رامي جرارات(١).

علي عزَّت سلامة (۲۰۰۰ – ۱٤۲۸ = ۲۰۰۰ – ۲۰۰۷م) (تكملة معجم المؤلفين)

علي عزو الرحيباني (١٣٢٢ – ١٤٠٧ هـ = ١٩٠٤ – ١٩٨٧م) (تكملة معجم المؤلفين)

علي بن عزيز بيعي (١٣٦٦ - ١٩٤١ه = ١٩٤٦ – ١٩٨١م) (تكملة معجم المؤلفين)

علي عشري زايد (١٢٣٥٦- ١٩٣٧هـ = ١٩٣٧ – ٢٠٠٣م)



(۱) الموسوعة العربية العالمية ٥/ ٢٧٦، الشرق الأوسط ٢٢١٥ ( ٩٠٩٢ ( ١٤٢٤/٨/٢٤)، الأهرام ع ٢٧١٥ ( ١٤٢٤/٨/٢٩) ( ١٤٢٤/٨/٢٩) م ١٥٧٤ و ١٤٤١ ( ١٤٤٢٤/٨/٢٩) محتى والعدد التالي ص٤٤، التقوى ع ١٣٤ ص٤٤، حائزة الملك فيصل العالمية ص٤٨، ملحق موسوعة السياسة ص٤٣٠، وجوه عربية وإسلامية ص٤٧٠، خيرة العقول المسلمة ص ٥٥، رجال لهم آثار ص ٢٣٢،

ا مداد مية مشوي بديمة على مرسوني البنوالفاعة

- مدّرة ملوسه على تشكلها لصور المبعية
 ٧ - سبطة بارعة عالم يقل علايغ سدة م يحالها المذكرية على العينة
 سبطة بارعة على عليمة من المرابع العينة

ے - براعة فرصوفة بديد النّه مقات مثلاث مذلفات المعنان فرالع وفرالات مدين المعنان فرالع وفرالات مدين المنظمة المعنان المعنان المعنان المعنان في المعنان المعنان المعنان في المعنان الم

على عشري زايد (خطه)

من مواليد قرية الوفائية في محافظة البحيرة بمصر. حصل على الدكتوراه في البلاغة والنقد الأدبي من كلية دار العلوم بجامعة القاهرة عام ١٣٩٤ه، ثم عمل أستاذًا ورئيسًا لقسم البلاغة ومشرفًا على الرسائل العلمية في الكلية نفسها، وشارك في النشاط الثقافي والأدبي بحا، وسافر في مهمة علمية إلى فرنسا لمدة عامين. وأحبَّ المشاركة في خدمة الدين واللغة، فأعير إلى باكستان أستاذًا في الجامعة الإسلامية الوحيدة بما، وشارك في تأسيس معهد اللغات فيها، وكان أول مدير له، وفي إنشاء كلية اللغة العربية فيها، وكان أول عميد لها. وكان ناقدًا أدبيًا، قدَّم العديد من الدراسات الأدبية، وكتب في الدوريات النقدية، وحضر الندوات والمؤتمرات، وعاد إلى دار العلوم. وقد عدَّه الأستاذ حلمي القاعود من الأدباء الإسلاميين، وذكر الأستاذ مصطفى الشكعة أنه كان يجمع بين العلم الوفير والتدين الصافي. توفي يوم الأحد ٢٥ صفر، ۲۷ أبريل.

من عناوين كتبه: قراءات في شعرنا المعاصر، استدعاء الشخصيات التراثية في الشعر العربي المعاصر (أصله دكتوراه)، البدايات المصرية الأولى للشعر الحر، البلاغة العربية: تاريخها – مصادرها، مناهجها، الرحلة الثامنة للسندباد: دراسة فنية عن شخصية السندباد في شعرنا المعاصر، عن شخصية العربية الحديثة، الدراسات الأدبية المقارنة في العالم العربي، النقد

والبلاغة في القرنين الثالث والرابع الهجريين، محمد غنيمي هلال ناقداً ورائداً في دراسة الأدب المقارن (بالمشاركة)، موسيقى الشعر الحر (ماجستير)، ديوان الستالي مادح بني نبهان، قصص الحيوان بين الأدب العربي والآداب العالمية. وشارك في «قاموس الأدب العربي الحديث» بكتابة الكثير من مواده(١).

#### علي عفيفي (۲۰۰۰ – ۲۶۱۵ هـ = ۲۰۰۰ – ۲۰۰۵م)

كاتب ومراسل صحفي.

من مصر. كافح ضد الإنجليز والسلطة الظالمة، ذاق مرارة الاعتقال والسجن أكثر من مرة، شد رحاله إلى ألمانيا منذ عام ١٣٨٥ه واستقر بفرانكفورت. تعلم الألمانية، وتعلم بمعهد صحفي، وراسل صحفًا وبحلات، وصار من أعلام الصحافة. تزوج في ألمانيا، وتزوج من مصرية في مصر، وعقد قراغما الشيخ محمد متولي الشعراوي، وكان صديقًا حميمًا له. أثنى عليه الكاتب الصحفي أحمد بمجت وقال: كان وطنيًا ثائرًا وقلمًا شجاعًا وحارسًا من حراس الثغور على الحق والفضيلة والدين. مات أواخر السنة الهجرية، أوائل شباط (فبراير)(٢).

ناشط حزبي وثقافي أديب.

على بن عقيل بن يحيى

(7371 - V.31a = 7781 - VAP1a)



ولد في بلدة مسيلة آل شيخ بحضرموت، حصل على إجازة في الحقوق من جامعة دمشق، ودرَّس، شارك في الحركة الوطنية وانتمى إلى حزب البعث وصار عضوًا قياديًا فيه، وهرب من سورية عند انقلاب حافظ الأسد. تنقل بين الكويت ولبنان وعدن وسورية، أصدر محلة (الحلبة)، وعمل نائبًا للمدير العام للمركز اليمني للأبحاث الثقافية الذي أسهم في إنشائه، كما أسهم في إنشاء فروع له، وشارك في جمع المخطوطات والحفاظ عليها، وإنشاء المكتبات والمتاحف، وأصدر دورية عن المركز بعنوان «التراث». وافتتح فصولًا لمحو الأمية للفلاحين، وله جهود ثقافية أخرى. مات في بلده يوم ٩ جمادي الآخرة، ٨ شياط.

له مقالات وبحوث ومسوَّدات كتب لم تكتمل وقصائد نشرت في كتاب عنه بعنوان: علي بن عقيل: أنشودة الوطن والثورة / اتحاد الأدباء والكتاب اليمنيين، فرع حضرموت.

وله عدد من المؤلفات والدراسات، منها: حضرموت، مع الشعر الحديث، رواية أسباب نشأة بعض الأمثال الشعبية، حكايات تروي مغازيها على السياسة العربية، التجربة العربية في طريق الإبداع، التراث عبر الحاضر: آداب المحالسة، أحمد

 <sup>(</sup>۱) وجوه عربية وإسلامية ص ۱۸، الأدب الإسلامي ع
 ۳۷ (١٤٢٤هـ) ص ۱۰۳، منتدى القصة العربية ۱۲ يوليو
 ۸۲۰۰۵م. وخطه من موقع الشاعر عبدالله رمضان.

<sup>(</sup>٢) الأهرام ع ١٦١٦٤ (١٦/٢١/٥٢١ه).

السيد (قصة)، الرمز والكناية في الشعر العامي الحميني.

وقد عرفتُ أن (حضرموت) كتاب، أما سائر العناوين فلعلها دراسات، أي: بحوث(١).

علي أبو العلا = علي حسن أبو العلا

على علان = علي موسى علان

علي العلوي (۱۹۸۰ - ۱۹۸۲هـ = ۲۰۰۰ - ۱۹۸۲م) (تكملة معجم المؤلفين)

علي علوي كوروجو (۱۳۴۱ - ۱۹۲۲ه = ۱۹۲۲ - ۲۰۰۲م) شاعر، كاتب داعية.



ولد في مدينة قونية التركية، هاجر إلى المدينة المنورة مع عائلته منذ عام ١٣٥٨ه، ومن هناك مضى إلى القاهرة ليدرس في جامعة الأزهر، ومكث بها ستَّ سنوات، وقابل خلالها الإمام حسن البنا، وحضر دروسه وتأثر به وبدعوته، وحكى ذلك بشكل مفصل في مذكراته، كما التقى بعلماء وأعلام هذه الأمة وعايشهم وتعلم منهم، وسجَّل مواقف لهم بقلمه. وقد عمل مديرًا لكتبة عارف حكمت المشهورة حتى عام لكتبة عارف حكمت المشهورة حتى عام عامًا وبها توفي.

(١) مصدر فاتني توثيقه، لعله من الكتاب الذي صدر فيه،
 معجم البابطين لشعراء العربية، موسوعة الألقاب اليمنية ٤/
 ٠٤٥. ورسمه من موقع مديرية سيؤون.

له كتب دينية وتاريخية ودواوين شعر نشرتما دار المعرفة بإستانبول، وعُدَّ من شعراء تركيا الحديثة المعدودين، أمثال محمد عاكف، وله مذكرات في ثلاثة مجلدات، تحدَّث فيها عن قصة حياته وتعلمه ومواقفه والشخصيات التي تأثر بها، نُشر منها ستُّ حلقات في مجلة المجتمع عام ١٤٣٤هـ ما يتعلق منها بذكرياته مع الإمام حسن البنا(٢).

#### علي علي أحمد لاظ (١٣٤٧ - ٢٠٤١ه = ١٩٢٩ - ١٩٨٢م)

باحث رياضي أكاديمي. ولد بالفيوم في مصر، تخرَّج في قسم الرياضيات بجامعة فؤاد الأول، ثم درَّسها في الثانويات، وتابع دراسته فحصل على درجة الدكتوراه من جامعة ثاوث هامبتون بإنجلترا، وعيِّن أستاذًا بكلية التربية في جامعة قطر، التي أسهم في إنشائها وتجهيزها، وانتدب لوضع المناهج المدرسية والجامعية في قطر، ومات هناك في ٢٤ جمادى الآخرة، قطر، وأهدت أسرته مكتبته ومؤلفاته إلى كلية التربية بالفيوم (٣).

#### علي علي البنا (۲۰۱۰ – ۱٤۳۱ه = ۲۰۰۰ – ۲۰۱۰م) عالم جغرافي.

من مصر. أستاذ بقسم الجغرافيا في جامعات عين شمس وبيروت والكويت، صاحب جهد علمي في الكتابة في فنون دقيقة من تخصصه أو ترجمتها، وبحوث ودراسات نشرها في دوريات متخصصة، منها مجلة دراسات الخليج والجزيرة العربية. وقد توفي في الأسبوع الثاني من شهر جمادى الأولى، أواخر شهر أبريل.

 (٣) ملونة على فيس بوك، و(حدث في مثل هذا اليوم) في مواقع عديدة (شعبان ١٤٣١ه).

من مؤلفاته وترجماته: أثر التصحُّر كما تظهره الخرائط/ جون أ. مابوت (ترجمة)، الاستشعار من بعد في الشرق الأوسط/ د.ر. هاريس (ترجمة)، الاستشعار من بعد وتطبيقاته الجغرافية في محال استخدام الأراضي، أسس الجغرافيا العامة (مع دولت أحمد صادق)، الأطلس التاريخي للعالم الإسلامي في العصور الوسطى/ عبدالمنعم ماجد (قام المترجم له برسم خرائطه وتحقيقه)، بيئة الصحاري الدافئة/ أ. س. جودي، ج.س ولكنسون (ترجمة)، الجغرافيا الاقتصادية، كيف تنقذ العالم: استراتيجية عالمية لصيانة الموارد/ روبرت ألين (ترجمة مع زين الدين عبدالمقصود، الموارد الأولية الزراعية في الأقطار النامية بين الاحتكار ومنافسة البدائل الصناعية.



علي بن علي السمَّان (١٣٤٠ - ١٤٢٢هـ = ١٩٢١ - ٢٠٠١م) وزير إسلامي.



من مواليد صنعاء، درس في الجامع الكبير، وفي المدرسة العلمية، من شيوخه

<sup>(</sup>۲) المحتمع ع٤١١. (٢٣/٢/٣١. ٢م).

أحمد عبدالله الكبسي، ثابت بمران، أحمد الكحلاني. بعد قيام الثورة عمل عضوا في محكمة أمن الدولة، ثم وزيرًا للعدل عدة مرات، ومحافظًا لمدينة إبّ، ووزيرًا للأوقاف مرات كذلك، وكان عضوًا في الجلس الاستشاري. ونفذ خلال عمله في وزارتي العدل والأوقاف الكثير من المشاريع، العدل والأوقاف الكثير من المشاريع، المساجد، وبناء مكتبة كبيرة لحفظ الوثائق والمخطوطات في الجامع الكبير بصنعاء، وإصدار فهرس لها، وفتح المعهد العالي وحضر مؤتمرات محلية وعربية وعالمية. توفي يوم ١٨ شعبان، ٣ نوفمر(١١).

**علي بن علي صبرة** (۱۳۵۷ – ۱۹۳۸ = ۱۹۳۸ – ۲۰۰۹م) شاعر مناضل.



من مواليد مديرية ماوية بمحافظة تعز في اليمن. تخرَّج في دار العلوم بجبلة. عمل بوزارة الخارجية، وعيِّن عضوًا في مكتب رئاسة الجمهورية بعد الثورة، كما عيِّن مديرًا عامًا للإعلام، ثم رئيسًا لمصلحة الإذاعة، فنائبًا لوزير الإعلام والثقافة، فمستشارًا للسياحة، فوزيرًا مفوضًا بالسفارة اليمنية بدمشق. وكانت له نشاطات سياسية وأدبية مختلفة، أصدر مجلة «الصباح»، وكتب قصائد مشهورة لحنت وغيِّت،

(١) موسوعة الأعلام للشميري.

وشارك في فعاليات ومؤتمرات محلية وعربية، وحصَّل جوائز. ولعل آخر مناصبه إشرافه على المركز الإعلامي بعمان. مات يوم الجمعة ٢١ ربيع الآخر، ٣ نيسان (أبريل) دواوينه الشعرية: النغم البكر، الأعمال الشعرية الكاملة (٢ مج)، قصائد حبّ وحرب.

وله ثلاثة ملاحم شعبية، هي: اليمن الثائر، الدم وأغصان الزيتون، القلم والمدفع.

ومن مؤلفاته أيضًا: اليمن الوطن الأم، ثورة اليمن وجذورها التاريخية، الحسن بن علي بن حابر الهبل (ت ١٩٧٩هـ)، معالم التكامل القومي والحضاري قبل الإسلام ودور اليمن (٢ مج)، نحو أيديولوجية عربية موحدة، الصهيونية العالمية، القضية العربية والصهيونية العالمية.

وله دراسات وبحوث ثقافية واجتماعية وسياسية، ومجموعات شعرية مجهزة للطبع (٢).

علي بن علي بن أبي طالب (۲۰۰۰ – ۱٤۲۸ه = ۲۰۰۰ – ۲۰۰۷م) قائد جماعة «جند السماء» (اسم مستعار).

وهي جماعة دينية مسلحة ظهرت بعد سقوط صدام حسين، وأثناء الاحتلال الأمريكي للعراق. ظاهرها شيعي وباطنها غير ذلك، وكانت قد رابطت قرب النجف للهجوم وقتل علماء هناك، فهاجمتها القوات الأمريكية مع قوات حكومية وقتلت منهم (٢٦٣) وأسرت (٢٠٠) وجرحت (٢١٠) في حصيلة غير نهائية، وذلك يوم الأحد وذكر في حصيلة غير نهائية، وذلك يوم الأحد برلماني آنذاك أنها عملية مختلقة! وعُرفت من برلماني آنذاك أنها عملية مختلقة! وعُرفت من بعد بموقعة الزركة، ثم كان الأمر كما أعلنت هيئة علماء المسلمين من أضم ليسوا جماعة

(٢) الجمهورية (اليمن) ٤ أبريل ٢٠٠٩م، معجم البابطين ٣/ ٢٠٠٩.

جند السماء، بل عناصر من قبائل شيعية معارضة للحكومة، وأن الحكومة استغلت مناسبة عاشوراء لتصفية حسابات سياسية، وعندما استنكرت العشائر ما قامت به أمريكا والحكومة من هذا الهجوم والقتل وأرسلت خطابًا إلى رئيس مجلس النواب محمود المشهداني، اتحمه الائتلاف الحاكم (الشيعي) بالتطرف والإرهاب! ثم تبيَّن من بين القتلى نساء وأطفال وشيوخ أن من بين القتلى نساء وأطفال وشيوخ قنابل عنقودية في إبادتهم! المهم أن الاسم قنابل عنقودية في إبادتهم! المهم أن الاسم المترجم له قد لا يكون داخلًا في الأمر أساسًا، لا حقيقة ولا استعارة، وإنما أثبتُ لما ورد في وسائل الإعلام... وللتاريخ (۱).

علي علي الفقي (١٣٣٨ – ١٤١٥ = ١٩١٩ – ١٩٩٤م) صحفي وشاعر غنائي.



ولد في كفر الشيخ سليم بمدينة طنطا. حصل على الشهادة الثانوية، وعمل مرشدًا اجتماعيًا بإدارة الرعاية في وزارة الشؤون الاجتماعية، ثم انصرف إلى الصحافة محررًا في أكثر من صحيفة ومجلة، ورأس قسم المراجعة بجريدة الجمهورية، إلى جانب عمله عضوًا في المكتب الدائم للأنباء بوزارة الإرشاد. وكان عضوًا في المجالس القومية المتخصصة (شعبة الآداب)، وفي مكتب الصحافة بوزارة الشؤون الاجتماعية، وكتب الصحافة بوزارة الشؤون الاجتماعية، وكتب

الشعر الغنائي، وغنَّى له مطربون ومطربات في مصر والوطن العربي.

له عدد من الدواوين منها: من وحي الصعيد، في بيداء الحياة، أمواج وأنواء، إلهيات، في رحاب الله، مشاعل على الطريق.

وله مسرحية شعرية دينية عنوانها: «رحلة مع الشيطان» نشرت ضمن ديوانه «إلهيات». وله كتاب: الشعراء الصعاليك: تحليل ودراسة.

وله أكثر من مائتي مصنف غنائي، بين الأغنية والقصيدة والنشيد والصورة الغنائية (١).

علي علي الفَلَّالِ (١٣٢٦ – ١٤١٧هـ = ١٩٠٨ – ١٩٩٦م) تربوي أديب.



ولد في مدينة الزرقا بمحافظة دمياط، تخرّج في القسم العالي بدار العلوم، وافتتح مدرسة خاصة باسم «مدرسة الزرقا»، ونشر أعماله في الصحف والمحلات المختلفة، وحاضر في جمعية الشبان المسلمين أثناء دراسته في دار العلوم، وقد أعجب بمحاضراته صاحب «المنار». توفي بمدينة المنصورة.

نشر قصائد وقصصًا، وله ديوان مخطوط، ومسرحيتان شعريتان مخطوطتان: نكبة البرامكة، لويس أسيرًا.

وله قصة مخطوطة كذلك بعنوان: المعذَّبون في الجنوب (يعني جنوب إفريقيا).

(١) معجم البابطين لشعراء العربية.

وعدد من الدراسات والبحوث المخطوطة، منها: سعد زغلول خطيبًا، على الجارم باحثًا وأديبًا، محمد مهدي علام، الشيخ مصطفى عبدالرازق.

وصدر له كتاب: مهيار الديلمي: حياته وشعره (۲).

**علي بن عمر رضا** (۱۳۲۸ – ۱۹۲۸ه = ۱۹۱۰ – ۲۰۰۲م) أديب لغوى.



ولد في حلب، ونال منها شهادة دار المعلمين. درَّس اللغة العربية في ثانوياتها، وكان مامضى عمره في مهنة التعليم والتربية، وكان جادًا محتهدًا في عطائه. انخرط في صفوف المجاهدين ضدَّ المحتلِّ الفرنسي واعتُقل مرات. مات في شهر آذار.

له كتب منتشرة بلغت (٢٢) كتابًا، وقد طبعت طبعات عديدة، منها: المرجع في اللغة العربية: نحوها وصرفها (٣ ج)، المختار في القواعد والإعراب، الإنشاء السهل، الإنشاء الواضح، قصة الكفاح الوطني في سورية عسكريًا وسياسيًا حتى الجلاء، كيف تُنشئ (مع فاضل ضياء)، مقالات وطنية واجتماعية، على دروب الحياة (تراجم)، محاكمة سقراط، المتنبي: حكمه وأمثاله، أبو العلاء المعري: حكمه وأمثاله،

### علي عوض حسن (۱۰۰۰ - ۱۶۲۵ه = ۲۰۰۰ - ۲۰۰۶م)

علي عمران (۱۳۶۲ – ۱۳۲۳ه = ۱۹۲۳ – ۲۰۰۲م)

(تكملة معجم المؤلفين)

علي عناد خريس (۱۳۶۶ – ۱۹۰۹هـ = ۱۹۲۰ – ۱۹۸۹م)

(تكملة معجم المؤلفين)

محام وكاتب حقوقي.

من مصر. محام بمحكمة النقض، محكّم دولي وخبير عمالي. مات في ٢٦ رمضان، ٩ نوفمبر.

له مؤلفات قانونية عديدة، منها: الدفع بعدم القبول في المواد المدنية والجنائية، جريمة البلاغ الكاذب، النصوص المحكوم بعدم دستوريتها في قوانين النقابات، النصوص الجنائية المحكوم بعدم دستوريتها من ١٩٨٠ حتى مارس ١٩٩٧م، ردّ ومخاصمة أعضاء الهيئات القضائية، جريمة التهريب الجمركي، الجنحة المباشرة وصيغها، الصيغ النموذجية للعقود والتصرفات القانونية، ... ومثله في الدعاوى والأوراق القضائية، الصيغ القانونية للإنذارات على يد محضر، الصيغ القانونية للاعاوى التجارية، الموسوعة الفريدة في مبادئ النقض الجديدة من ١٩٩٦ إلى مبادئ النقض الجديدة من ١٩٩٦ إلى أعلية ١٩٩٩م. وله كتب غيرها أوردتها في الكملة معجم المؤلفين).



<sup>(</sup>٢) معجم البابطين لشعراء العربية.

<sup>(</sup>٣) الضاد (تشرين الأول ٢٠٠٢م) ص٢٩، معجم المؤلفين السوريين ص٢٠٨٨، عقة أوائل من حلب ص٢٠٣، معجم أدباء حلب ص١٧٩.

علي عيد حسن (١٣٦٨ - ١٩٤٧ه؟ = ١٩٤٨ - ٢٠٠٤م) (تكملة معجم المؤلفين)

**علي بن عيدروس البار** (۱۳۳۳ – ۱۶۰۹ه = ۱۹۱۶ – ۱۹۸۹م) عالم حليل.



ولد في مكة المكرمة، أخذ عن والده وعلماء آخرين في الحجاز، وأجازه والده بالتدريس في الحجام قبل بلوغه العشرين عامًا، وخضع لتفتيش رئاسة القضاء فكان أهاًلا لذلك. وكان ذا ثقافة علمية وفقهية عالية، دائم التوجيه والنصح، وكانت مجالسه العلمية في جبل الكعبة معروفة لأهل العلم والمرتادين إليها. توفي بعد أداء صلاة الفحر يوم ٢١ ذي القعدة (١).

علي عيسى = علي عبدالحميد عيسى

علي عيسى عثمان (١٣٣٩ – ١٤٢٦ه = ١٩٢٠ – ٢٠٠٥م) تربوي إسلامي.

مفكر إسلامي وخبير تربية وتعليم، له مقالات صحفية، وكتب في مجلة «الآداب» البيروتية وغيرها. مات بلندن.

تآليفه: الإنسان عند الإمام الغزالي، فلسفة الإسلام في الإنسان، لماذا الإسلام وكيف؟، أبحاث في برامج تنمية الجتمع بالبلاد العربية

(١) أهل الحجاز بعبقهم التاريخي ص٢٧، الندوة ع ٩٤٠ (٢١٠/٢٢) ٩٢٤، رجال من مكة المكرمة ٤/

(مع محيي الدين صابر وحامد عمار وعلي



علي غالب ياسين (۱۳٤١ - ۱۶۰۹ه = ۱۹۲۲ - ۱۹۸۹م) (تكملة معجم المؤلفين)

علي الفارس محاميد (١٣٢٥ – ١٤٢٨ هـ = ١٩٠٧ – ٢٠٠٧م) مناضل.



من الأوائل الذين ثاروا على الإنجليز في فلسطين (١٣٥٥ – ١٣٥٨هـ)، وصار من كبار قادة الثورة، ولما توفي قائد الثورة الحاج عطية خضر أحمد في معركة اليامون بأم الفحم اتفقت قيادة الثورة في الشام بقسميها العسكري والسياسي على أن يلي القيادة يوسف سعيد أبو درة أو على الفارس، فآثر الفارس أن يقدم أبو درة لأنه أكبر منه سنًا، ولأنه من رجال عز الدين القسّام، وكان هو المساعد الأول له، على أن يتشاركا في الرأي وفي تدبير المعركة، وكان الجماه القارس أن لا يُقتل العرب المتهمون

بالتعاون مع الإنجليز، بعكس رأي (أبو درة) الذي أصرَّ على قتلهم. وكان الفارس أحد أركان «الجيش المقدس»، وقائد منطقة أم الفحم. ولدى حضور جيش الإنقاذ الذي أرسلته الدول العربية لفلسطين أمر الفارس بحلّ جيش «الجهاد المقدس»، وعندما حضر الجيش العراقي إلى المنطقة، تعاون مع بعض الضباط العراقيين الذين أحبوه، فخاض بعض المعارك معهم في اللجون، وهناك جُرح جرحًا بليغًا اضطره إلى السفر للعلاج في الشام، وخلال ذلك كانت المفاوضات في أوجها حول الهدنة عام ١٣٦٩هـ (٩٤٩م)، فبقى في الشام، وسكن الجزيرة على الحدود التركية العراقية، ثم كانت هناك اتصالات معه من قبل قيادة منظمة التحرير وعلى رأسهم أحمد الشقيري لضمِّه إليها، واتصالات معه من قبل ياسر عرفات، لكنه رفض الانضمام للمنظمة، معللًا ذلك بالقول: «أنا اعتزلت العمل السياسي والجهادي». وتوفي في شهر شوال، تشرين الأول(٢).

علي فايق البرجاوي (۱۳۳۶ - ۱۶۲۱ه = ۱۹۱۱ - ۲۰۰۰م) أديب رسّام.



من مواليد برجا بلبنان، من أب لبناني وأم تركية. تابع دراسته الثانوية والجامعية في بيروت وإستانبول متخصصًا في الآداب (۲) موقع فلسطينيو ٤٨ (جادي الآخرة ١٤٢٩هـ)، موقع

أصوات نساء فلسطينيات ٢٠٠٧/١٠/٢٧م.

والفلسفة، وقدَّم موضوعات إسلامية في دراساته العليا بإستانبول وأمريكا. انخرط في الخلايا السرية لمحاربة النازية والفاشية ببلغاريا، وسُجن في تركيا خمس سنوات، وتعرَّف في السجن على الشاعر ناظم حكمت. وأقام فترات من حياته في إيطاليا وفرنسا والاتحاد السوفيتي وأمريكا، حيث أدار عددًا من فنادق نيويورك، ثم أقام في لبنان، ففرنسا، وبرع في الرسم والخطّ والتصوير، وأقام معارض في مدن أوربية، ولوحاته مقتناة في مؤسسات وعند أوربية، ولوحاته مقتناة في مؤسسات وعند عن مجازر صبرا وشاتيلا. توفي في منزله عن مجازر صبرا وشاتيلا. توفي في منزله بضواحي باريس يوم الثلاثاء ٢٥ ربيع الأول، ٢٧ حزيران.

نشر كتابًا عن ناظم حكمت بالعربية والروسية وغيرهما، وموضوع رسالتيه العلميتين: الاشتراكية في الإسلام، وتاريخ الصراعات الاجتماعية في الإسلام، كما نشر مجموعة شعرية له بالإنجليزية بعنوان: لماذا؟(١).

علي فتح الله الخليلي (۱۳٦٢ - ۱۶۳٤ه = ۱۹۶۳ - ۲۰۱۳م) أديب كاتب شاعر.



من مواليد نابلس. حصل على إجازة في الإدارة العامة من كلية التجارة بجامعة بيروت العربية، تزوج من الكاتبة سامية فارس. درَّس في فلسطين والسعودية، وتنقل بين ليبيا وبيروت، وعاد إلى فلسطين،

(١) مماكتبه سامر أبو هواش في موقع بلدة برجا ١٥ يونيو ٢٠١٠م.

عمل في صحيفة (الفحر) ثم رأس تحريرها، وأنشأ مجلة (الفحر الأدبي)، وأسهم في تأسيس اتحاد الكتاب ونقابة الصحفيين الفلسطينيين، وعيِّن مديوًا عامًا بوزارة الثقافة، واختير عام ١٤٣٢هـ (٢٠١١م) شخصية العام الثقافية، وكتب مقالات كثيرة. توفي يوم الأربعاء بمنزله في رام الله ٢٢ ذي القعدة، ٢ أكتوبر (تشرين الأول).

هواء نقي ...
د هرفسيني برقوبي
اذن بما فهمي ...
بان الجار تهاوي ...
ثميل فينا بولسسرع نيسا ...
دارجي العان العصى على معصمي ...
النبرأ اوله من دمي ...
وأخره في الربيح الجميل ...
فافهم ...
وهذا النفي ...
وهذا النفي ...
وهذا النفي ...

علي الخليلي (خطه)

كتبه: التراث الفلسطيني والطبقات، تكوين الوردة (شعر)، ثقافة الأطفال ذوي الظروف الخاصة: الأطفال الفلسطينيون نموذجًا (إعداد مع آخرين)، قصص على مدار القرن: تداعيات التراجيديا ومكابدات السرد: مقالات ورؤى نقدية، نابلس تمضي إلى البحر (شعر)، تضاريس في الذاكرة، جدلية الوطن، انتشار على باب المخيم، مفاتيح تدور في الأقفال، ضوء في العتمة، عايش تلين (للأطفال)، وصدرت أعماله الشعرية قبيل وفاته في ٣ أجزاء، وكتب أخرى له في (تكملة معجم المؤلفين) (١).

علي فتحي (۱۳۱۱ – ۱٤۰۸ هـ = ۱۸۹۳ – ۱۹۸۸) (تكملة معجم المؤلفين)

على فتحي سرحان (١٣٦٧ – ١٤٠٥ هـ = ١٩٤٧ – ١٩٨٥م) (تكملة معجم المؤلفين)

علي الفقيه حسن (١٣١٦ – ١٤٠٦ه = ١٨٩٨ – ١٩٨٥م) عالم بحَّاثة بحمعي.



ولد بمدينة طرابلس الغرب، وتلقى علوم الدين والعربية على أيدي الشيوخ العلماء، واطلع على أمَّهات كتب التاريخ والأدب. هاجرت به أسرته إلى الإسكندرية سنة ١٣٣٣ فرارًا من طغيان العدوِّ المحتلّ، وواصل هناك دراسة الفرنسية، كما واصل دراساته العربية، وعاد إلى موطنه بعد خمس سنوات. أسَّس حزب الكتلة الوطنية الحرة، وندد بمطامع المحتلّ، فاعتُقل عام ١٩٤٨م. اختير عضوًا مراسلًا، ثم عاملًا في مجمع اللغة العربية بدمشق سنة ١٣٨١هـ. كان عالمًا متبحرًا، وبحاثة متمكنًا في علوم التاريخ والتراجم واللغة والأدب، وله في ذلك مؤلفات وبحوث ومقالات وتعقيبات شتى. ووقّع مقالاته في مجلة (ليبيا المصورة) باسم: المؤرخ الطرابلسي.

 <sup>(</sup>۲) موسوعة كتاب فلسطين ۱۰۰۷، دليل كتاب فلسطين رقم ۱۰۰۶، موسوعة أعلام فلسطين ۱۹۰۵، الجزيرة نت ۱۲۷۱/۱/۲۷ هـ، معجم البابطين ۵۰۶/۱/۲۷.



صدر فيه كتاب: علي الفقيه حسن: دراسة في جهوده العلمية والسياسية مع جمع آثاره العلمية المتبقية/ محمد مسعود جبران. ومؤلفه المشهور هو: أعيان ليبيا. وله أيضًا: فنُّ الخطابة.

ومن بحوثه: بحث عن الموسوعات والمعاجم اللغوية في صقلية، ولمحة عن التاريخ الليبي<sup>(١)</sup>.

علي (فهمي) بن مصطفی خشیم (۱۳۵۶ - ۱۶۳۲ه = ۱۹۳۱ - ۲۰۱۱م) کاتب مفکر مجمعی.



من مواليد مصراتة بليبيا. حصل على الماجستير في الفلسفة من جامعة عين شمس بالقاهرة، والدكتوراه في التخصص نفسه من جامعة درهم بلندن. اهتم بالأعمال المسرحية والتمثيل، وبالرسم والتصوير، فكتب عددًا من الأعمال المسرحية، وشارك في معارض فنية، ورسم في محلات. وعين

(۱) مجلة مجمع اللغة العربية بلمشق مع ۲۱ جد ۳ (شوال ۲۰ علم ۱۹ مع ۱۲ جد ۱۳ (شوال ۲۰ اهم) ص۲۹۷، اللغة العربية بمصر جد ۲۱ (ربيع الأول ۲۰ ۱۹ هم) ص۲۹۷، التراث المجمعي ص۱۹۷، المختار من أسماء وأعلام طرابلس الغرب ص ۲۰۹. وهو علي بن محمد بن أحمد بن حسن بن أحمد الفقي، واشتهرت أسرته باسم الفقيه حسن.

وكيلًا لوزارة الإعلام، فوزيرًا لمحلس شؤون الثقافة والتعليم باتحاد الجمهوريات العربية، ونائبًا لرئيس الجلس التنفيذي لليونسكو، ورئيسًا لمحمع اللغة العربية في ليبيا، ورئيسًا لتحرير محلة الفصول الأربعة، وأمينًا لرابطة الأدباء والكتاب في ليبيا. أسَّس محلة (قورينا)، وصحيفة الأسبوع الثقافي، ومجلة أفكار. كما شارك في تأسيس عدد من الجمعيات والمؤسّسات الثقافية بليبيا، وكان عضوًا في عدد آخر من الجمعيات والهيئات الثقافية العربية والعالمية، وأعدَّ وقدَّم عددًا من البرامج الإذاعية والأعمال التلفزيونية، ونظم الشعر بأنواعه. نشر نتاجه الأدبي في عدد من الصحف والجالات، وشارك في ندوات ومؤتمرات ومهرجانات وملتقيات فكرية وأدبية داحل ليبيا وخارجها. توفي في ۸ رجب، ۹ یونیو.

وله كتب عديدة، منها: النزعة العقلية في تفكير المعتزلة، أحمد زروق والزروقية، حديث الأحاديث، أيام الشوق للكلمة، سفر العرب الأمازيغ، الأكدية: معجم مقارن ومقدمة، البرهان على عروبة اللغة المصرية القديمة، رحلة الكلمات، الفلسفة والسلطة ومقالات أخرى، اللاتينية العربية: دراسة لغوية مقارنة، هؤلاء الأباطرة وألقابهم العربية، بحثًا عن فرعون العربي ودراسات أخرى، الحركة والسكون وفصول أخرى. وله كتب مطبوعة ومخطوطة غير ما ذكر، أوردتها في (تكملة معجم المؤلفين). (٢)

#### علي فؤاد بن إبراهيم باشا (۱۰۰۰ - ۱٤٣٣ه = ۱۰۰۰ - ۲۰۱۲م) (تكملة معجم المؤلفين)

(۲) معجم الأدباء والكتاب الليبيين ١١٥/١، وفيات المثقفين ص١١٥/، دليل المؤلفين العرب الليبيين ص٢٧٣.

#### على فودة = على يوسف فودة

#### **علي فودة** (۰۰۰ – بعد ۱۳۹۲هـ = ۰۰۰ – بعد ۱۹۷۲م) (تكملة معجم المؤلفين)

علي في بن جان البججولي (١٣٠٥ - ١٣٩٨هـ = ١٨٨٧ - ١٩٧٨م) (تكملة معجم المؤلفين)

علي الفيتوري رحومة (١٣٦٦ - ١٤٠٥ = ١٩٤٦ - ١٩٨٥م) ضابط عسكري، شاعر، محرر صحفي.



من مصراتة بليبيا. حاصل على إجازة في العلوم العسكرية. عمل بالقوات المسلحة برتبة ضابط. تولَّى رئاسة تحرير جريدتي (الجندي)، و(الفاتح)، ومجلة (جيش الشعب). نشر نتاجه الأدبي في صحف ومحلات محلية. مات يوم ١٩ شوال، ٧

له دیوانا شعر، هما: خفقات قلب، دیوان علی الفیتوري رحومة/ جمعه عبدالکریم الدناع<sup>(۱)</sup>.

علي قسّام (۱۳۲۲ – ۱۳۹۹ه = ۱۹۰۶ – ۱۹۷۹م) (تکملة معجم المؤلفين)

(٣) دليل المؤلفين الليبيين ص٢٧٦، معجم الشعراء الليبيين ١/ ٣٧٣. في التصوير، وابتُعث إلى إيطاليا لدراسة فنِّ

التصوير مدة عامين، عمل مديرًا للمتحف

الزراعي بالدقي، ومديرًا للمتاحف و المعارض

الإقليمية و الدولية، ومستشارًا فنيًا للشؤون

العامة بالقوات المسلحة، عضو مؤسّس

لجماعة أتيليه القاهرة للفنانين والأدباء،

رئيس جمعية أصدقاء مختار، عضو جمعية

محيى الفنون الجميلة، أسهم في تصميم أول

علم جمهوري، وأخرج أول استعراض وطني

بدار الأوبرا، اهتم بتسجيل الحياة المصرية

الاجتماعية والطبيعية .وكان عضوًا بالجالس

القومية المتخصصة، وعضو لجنة الفنون

بالمحلس الأعلى للثقافة، عضو لحان تحكيم

جوائز الدولة التشجيعية والمسابقات العامة،

وفحص مبررات الترشيح لجوائز الدولة

التقديرية في الفنون . وله عدد من اللوحات

الفنية والحداريات، منها لوحة طولما (٣٧)

مترًا عن الحضارة، وله مقتنيات في متاحف

مصرية. وحصَّل جوائز. توفي يوم الأحد ٢

له دراسات وبحوث فنية في الفنون الشعبية،

وله كتاب بعنوان: صور الحياة في فلسفة

صفر، ۸ یونیه.

# علي كافي (١٣٤٧ - ١٩٢٨ - ٢٠١٣ م) رئيس الجزائر.



ولادته بالحروش في ولاية سكيكدة، تعلم في المدرسة الكتانية بقسنطينة، وكان معه بالمدرسة هواري بومدين. انتمى إلى حزب الشعب ودرَّس، وشارك في النضال ضدَّ المحتل على مستوى مدينة سكيكدة، وبعدها التحق بجبال الشمال القسنطيني، وشارك في معارك، وقاد المنطقة الثانية، والتحق في تونس بعدد من الشخصيات التي قامت بتنظيم الهيئتين المسيرتين للثورة (الحكومة المؤقتة) و(المحلس الوطني للثورة) فكان من القيادات البارزة خلال الثورة التحريرية، وصار برتبة عقيد في جيش التحرير الوطني في الولاية الثانية بعد الاستقلال، وقد عمل سفيرًا للجزائر في عدة عواصم: تونس ومصر وسورية ولبنان والعراق وإيطاليا. بعد فوز الإسلاميين في الانتخابات التي هيَّأها الرئيس الشاذلي بن جديد، أُوقف المسار الانتخابي، وأجبر ابن جديد على الاستقالة، في ١٢ يناير ١٩٩٢م، وعيِّن المترجم له عضوًا في المجلس الرئاسي الأعلى الذي كان يقوده الرئيس محمد بوضياف، وبعد اغتياله في يونيو من العام نفسه عُيِّن المترجم له رئيسًا للمجلس الرئاسي حتى ٣٠ ديسمبر ١٩٩٤م، الذين عُيِّن فيه الأمين زروال رئيسًا للدولة. ويكون حكمه رئاسة لفترة انتقالية، وتكملة للعهد السابق، من تصفية جبهة الإنقاذ الإسلامية وكتم نفاسها وملاحقة قياداتها... فكان يصادق على قرارات

المواجهة مع الإسلاميين، وقوانين مكافحة القوى الإسلامية، التي سموها (الإرهاب). وقد أصدر مذكراته وتعرّض فيها لجوانب حسَّاسة من تاريخ الثورة الجزائرية، أبرزها قضية «ضباط فرنسا»، فقد كشف عن تغلغل عدد ممن يُعرفون في الجزائر ب«ضباط فرنسا»، وهم الذين كانوا منخرطين في الجيش الفرنسي، والتحقوا في وقت متأخر بالثورة الجزائرية، وعيّنوا في مناصب حسّاسة، وبرز تأثيرهم على التوجهات السياسية للجزائر، وتحكمهم في سلطة القرار بعد الاستقلال، وأحدث ذلك لغطًا سياسيًا وإعلاميًا كبيرًا، مما دفع وزير الدفاع إلى رفع دعوى قضائية عليه، فسُحب الكتاب من المكتبات، وأعيد طبعه بعد إلغاء الصفحات مثار الحدل، وهو بعنوان: مذكرات الرئيس على كافي: من المناضل السياسي إلى القائد العسكري. وهو قبل أن يتولَّى الرئاسة لم يكن مرتاحًا لزمرة المستشارين الفرانكفونيين، الذين كانوا يحيطون بيوضياف، وتعجم على ما كان يسميه حزب فرنسا في الجزائر. توفي يوم الثلاثاء ٦ جمادي الآخرة، ١٦ أبريل(١).

علي كامل بن محمد الديب (١٣٢٧ – ١٤١٨ه = ١٩٠٩ – ١٩٩٧م) فنان تشكيلي.



ولد في قرية أبو رجوان قرب الجيزة، تخرَّج في المدرسة العليا للفنون الجميلة متخصِّعًا

(۱) الجزيرة نت والعربية نت ١٥/٥/٤٣٤ه، الموسوعة الحرة ١٤/٤/٦٢م، مجلة الزمان ١٧ أبريل ٢٠١٣م.

الجنون (خ)<sup>(۲)</sup>. **علي كريم سعيد**(۱۰۰۰ – ۱٤۲٤ه = ۲۰۰۳ – ۲۰۰۳م)
(تكملة معجم المؤلفين)

**علي كمال إسماعيل** (١٣٣٥ - ١٤١٧هـ؟ = ١٩١٧ - ١٩٩٧م) طبيب نفساني.

ولادته في مدينة غبتا التابعة لطولكرم بفلسطين. حصل على شهادة الدكتوراه في الطبَّ من الجامعة الأمريكية ببيروت، وتخصَّص دبلوم في الأمراض العصبية والنفسية من جامعة لندن. عمل في

(٢) موقع قطاع الفنون التشكيلية بوزارة الثقافة المصرية
 (محرم ١٤٣٤هـ)،معجم البابطين لشعراء العربية.

مستشفيات الأمراض العقلية بلبنان وإنكلتراحتي قدومه للعراق عام ١٣٧١هـ (۱۹۵۱م)، حيث عمل في مستشفى الأمراض العقلية (الشفاء) ببغداد، ودرَّس في الكلية الطبية الملكية، وفي كلية التربية، ومعهد العلاج الطبيعي وغيرها، وتسلم مسؤولية عدة لجان، واختير عضوًا في هيئة خبراء الصحة النفسية في منظمة الصحة العالمية ممثلًا عن منطقة حوض البحر الأبيض المتوسط، ثم إنه حاز زمالة كلية (الأطباء) النفسانيين في بريطانيا، وكانت عيادته في بغداد تُقصد من أرجاء العراق، وهو الذي أنشأ أول وحدة تعليمية نموذجية هناك. وقد عمل من بعد أستاذًا في كلية الطبِّ بالجامعة المستنصرية حتى غادر إلى عمّان عام ٤٠٦ه، وبما توفي.

له بحوث ومقالات علمية في محلات علمية، إضافة إلى برنامج تلفزيوني له حول الأمراض النفسية.

وألف (٨) كتب موسوعية في الطبّ النفسي صدرت في العراق، منها: الجنس والنفس في الحياة الإنسانية، النفس: انفعالاتها وحالاتها وعلاجها، فصام العقل أو الشيزوفرونيا، العلاج النفسي وطرقه، الصرع، أبواب العقل الموصدة.(١)

علي كمال عبدالرحمن (١٣١٩ - ١٤١٨هـ = ١٩٠٠ - ١٩٩٩م) (تكملة معجم المؤلفين)

علي لاظ = على على أحمد لاظ

علي لغزيوي (١٣٦٨ - ١٣٣٨ هـ = ١٩٤٨ - ٢٠١١م) أديب وناقد إسلامي.

(۱) موسوعة أعلام فلسطين ٥/٥٣، موقع شكو ماكو(١٤٣٤هـ)، معجم المؤلفين العراقيين ٢٠.١٤٣.



من مواليد فاس. حصل على درجة الدكتوراه من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة محمد الخامس عام ١٤١٠ه، ثم عمل أستاذًا في النقد الأدبي والأدب الأندلسي بكلية الآداب والعلوم الإنسانية ظهر المهراز، ومسؤولًا بقسم الترجمة في الكلية نفسها، كما عمل أستاذًا في كلية الآدابي بوجدة وفاس، ومحافظًا لخزانة القرويين، وحافظ على مخطوطاتما الثمينة. وكان عضوًا مؤسِّسًا وكاتبًا عامًا للجمعية المغربية للتراث، وقد انتمى إلى رابطة الأدب الإسلامي منذ عام ٤٠٥ اه، وعمل نائبًا لرئيس المكتب الإقليمي للرابطة في المغرب، وعضوًا في مجلس أمناء الرابطة. توفي عصر يوم الأحد ١٨ ذي القعدة، ١٦ أكتوبر. ترك عددًا كبيرًا من الأعمال الأدبية والعلمية، وصدرت له مقالات في دوريات عربية.

ومن كتبه المطبوعة تأليقًا وتحقيقًا: مقدمة في العروض لابن السقاط (تحقيق)، نظرية الشعر والمنهج النقدي في الأندلس: حازم القرطاحني نموذجًا، مناهج النقد الأدبي في الأندلس بين النظرية والتطبيق خلال القرنين السابع والثامن للهجرة (دكتوراه)، أدب السياسة والحرب في الأندلس من الفتح الإسلامي إلى نحاية القرن الرابع المحري (أصله ماجستير)، فاس في شعر الحدوي (بالمشاركة)، الباقي من محمد الحلوي (بالمشاركة)، الباقي من كتاب القوافي/ حازم القرطاحني (تحقيق)،

الصحراء المغربية في البحوث الجامعية، مدخل إلى المنهج الإسلامي في النقد الأدبي (التأسيس)، فردغة وبعض أعلامها: رصيد من الإشعاع الروحي والعلمي، دليل الرسائل والأطروحات في الجامعات المغربية (في قرص مدمج). ومؤلفات أخرى له ذكرت في (تكملة معجم المؤلفين)(1).

#### على لقمان = على محمد لقمان

علي الماحي السخي ( ۱۹۹۰ هـ ۱۹۹۹ هـ ۱۹۹۹ م) (تكملة معجم المؤلفين)

علي مامغلي (۱۳۲۸ – ۱۶۰۰هـ = ۱۹۱۰ – ۱۹۸۰م) (تكملة معجم المؤلفين)

#### **علي ماهر خطاب** (۱۰۰۰ – ۱٤۳٤ه = ۲۰۰۰ – ۲۰۱۳م) باحث نفساني.

من مصر. أستاذ علم النفس ووكيل كلية التبية بجامعة حلوان، رئيس وحدة القياس والتقويم الطلابي بالكلية. من الأساتذة المميزين في تدريس علم النفس الفارق. عضو الهيئة الاستشارية بمجلة جامعة عين شمس للقياس والتقويم. له بحوث عديدة في المحلات المصرية المتخصصة. نعي في يوم الاثنين ١٣ رمضان، ٢٢ يوليه.

كتبه: الطرق العلمية لدراسة الطفل، مناهج البحث في العلوم النفسية والتربوية والاجتماعية، في العلوم النفسية والتربوية والاجتماعية، علم النفس الفارق، التقويم والقياس النفسي والتربوي، مناهج البحث في التربية وعلم النفس،

 <sup>(</sup>۲) مجلة الأدب الإسلامي ع ۷۳ (۱۶۳ه) ص۱۰۱، مجلة الفيصل ع ۱۹۱ (جمادی الأولی ۱٤۱۳هـ) ص٤٨ (لقاء معه)، الموسوعة الحرة ۲۰۱۱/۱۰/۲۵.

البنية العاملية لعوامل المعرفة والتفكير التقاري: دراسة عاملية توكيدية، استقرار البنية العاملية لبعض عوامل الإنتاج التباعدي بمرحلتي المراهقة والرشد المبكر، قدرات التفكير الابتكاري تحت ثلاثة ظروف قياس مختلفة: دراسة تجريبية. وقام بمشاركة عبدالعاطي الصياد بترجمة «نموذج البناء العقلي عند جيلفورد في مقابل نموذج العامل العام عند سبيرمان وبعض النماذج العشوائية الأخرى.

علي متولي صلاح (١٣٢٥ - ١٩١٧ه = ١٩٠٧ - ١٩٩١م) (تكملة معجم المؤلفين)

علي بن محمد (۱۲۷۹ – ۱۲۱۹ه؟ = ۱۸۲۲ – ۱۹۹۸م) معمّر.

من «قنْيا» في قضاء عكار بلبنان. أكبر معمَّر في لبنان عرفه القرن العشرون الميلادي، توفي عن ١٣٦ عامًا(١).

علي بن محمد بن إبراهيم (١٣٠٢ - ١٣٩٦ه = ١٨٨٤ - ١٩٧٦م) عالم محقق مطَّلع.



من بلدة سنناع قرب صنعاء. عمل كاتبًا في دار الفتوى بصنعاء عند شيخه علي بن حسين المغربي مفتي صنعاء في العهد العثماني، ثم تولًى القضاء في عَمْران. عضو ديوان الاستئناف لمدة طويلة في العهدين

(۱) قرى ومدن لبنان ۹/ ۱۱۰.

الملكي والجمهوري. لم ينقطع عن التدريس في جامع صنعاء، ولما عجز كان يُقصد في بيته. كانت له خزانة كبيرة فيها كثير من نوادر المخطوطات، وقف كثيرًا منها. توفي بصنعاء ونقل إلى بلدته فدفن هناك(٢).

علي محمد إبراهيم (١٣٣٠ - ١٠١١ه = ١٩١١ - ١٩٣١م) (تكملة معجم المؤلفين) من لبنان

علي محمد الأخرش النعمي (١٣٦٠ - ١٣١١ه = ١٩٤١ - ١٩٩٢م) (تكملة معجم المؤلفين)

علي بن محمد باحميش (۱۳۲۸ – ۱۳۹۷ه = ۱۹۱۰ – ۱۹۷۷م) فقيه قاض خطيب.



من مواليد مدينة الشيخ عثمان بمحافظة عدن، من شيوخه قاسم السروري، حصل على العالمية من الأزهر، ونال إجازة من الشيخ محمد حبيب الله الشنقيطي، كما أحيز من الشيخ علوي المالكي بمكة المكرمة، وكانت له دروس عامة في مسجد أصدر عام ١٣٦٨ه صحيفة (الذكرى) وكانت أول صحيفة دينية أسبوعية تصدر في الجنوب، وتوقفت بعد عامين. وبعد سنة فرين أصدر صحيفة دينية سياسية بعنوان أحرى أصدر صحيفة دينية سياسية بعنوان (العدني). وقد خطب وأمَّ في مسجد

 (٢) هجر العلم ومعاقله ٢/ ٩٦٢، تحفة الإخوان ١٠٢٠ نزهة النظر ٥٥٣.

العيدروس منذ عام ١٣٧٤هـ حتى أوقف عن الخطابة سنة ١٣٩٥هـ من قبل السلطة الشيوعية، وبعد الاستقلال عبِّن مستشارًا لوزير العدل. وتوفي في عدن ليلة الأربعاء ولم شوال، ١٢ أكتوبر في حادث سير. وله مصنفات، منها: فصل الخطاب في ثبوت الشهر برؤية هلاله دون الحساب، فقه الصيام، الفتاة بين السفور والحجاب، درر المعاني، تحذير المسلمين. إضافة لى خطب منبرية ومقالات(١).

علي محمد البارودي (۱۳۲۸ – ۱۹۲۷هـ = ۱۹۲۹ – ۲۰۰۲م) حقوقي روائي.



من الإسكندرية. حصل على دبلومي دراسات عليا ودكتوراه من جامعة باريس، ونال بها جائزة أحسن الرسائل. أستاذ في جامعات لبنان والكويت والأردن، من مؤسّسي فقه القانون التجاري والبحري، عميد كلية الحقوق بجامعة الإسكندرية، وكان ينصح بالسكن في العاصمة وهو يقول: لا شهرة لأديب في الإسكندرية. وطرح في روايته «حدث في رحلة الخريف» تشكيكات... مات نحو ٢٥ رجب، ١٩ رحب، ١٩ أغسطس).

له مؤلفات عديدة في مجال تخصصه، منها: العقود وعمليات البنوك التجارية، القانون البحري والجوي (مع فريد العريني ومحمد

(٣) جهود علماء حضرموت ٢/ ١٣٠٤، موقع أخبار السعيدة ٢٠١١/١١/٢٥. وما كتبته إلهام باشراحيل في موقع جامعة عدن ٢٠١١/١٠/٢٣م.

السيد الفقي)، القانون التجاري: الأعمال التجارية والتجارية، التجارية، القانون التجاري (مع العريني)، مبادئ القانون البحري والتجاري.

وروايتاه: مسافر بغير زاد: رواية مصرية، حدث في رواية (١).

#### علي بن محمد باعبُّود (۰۰۰ - نحو ۱۳۹۷ه = ۰۰۰ - نحو ۱۹۷۷م) باحث أديب مثقف.

من حضرموت. طلب العلم بتريم، ثم هاجر إلى جاوه، فمصر، وأخذ عن العلامتين محمد زاهد الكوثري وأحمد بن الصديق الغماري، وأفاد منهما علمًا جمًّا، صحب عددًا من الأعلام، في طليعتهم علوي بن طاهر الحداد، وكان بينهما مراسلات متتابعة، ومعينًا له في جمع المعلومات عن مخطوطات دار الكتب، وهو من أعضاء الرابطة العلوية، وأحد أركان جمعية الدفاع عن العلويين بمصر. وكان عالمًا أديبًا واسع الاطلاع والثقافة، باحثًا مؤرخًا.

له مقالات نُشر بعضها في الصحف العربية بإندونيسيا ومصر<sup>(۱)</sup>.

#### علي محمد البجاوي (۱۳۲۱ – ۱۳۹۸ه = ۱۹۰۳ – ۱۹۷۸م) محقّق مصحّح، مدرّس.



ولادته في المنوفية بمصر. حفظ القرآن

(١) الأهرام ع ٢٧٣٠ (٥/٨/٧٢٤١ه).

(٢) إدام القوت ص٧٧٠.

الكريم. التحق بالأزهر، ثم بمدرسة القضاء الشرعى التي ألغيت، ثم بتجهيزية دار العلوم، وحصل الديلوم من دار العلوم والدراسات العليا. درَّس في مدارس ابتدائية - نسوية، وفي معاهد، وفي كلية التربية، ودار العلوم، والجامعة الأزهرية. عمل مصححًا بالمطبعة الأميرية، ومفتشًا للغة العربية. وقد سكن في مصر الجديدة منذ عام ١٣٥٥هـ. توفي يوم الاثنين ٢٥ رمضان، ٢٨ أغسطس (آب). شارك في تأليف كتب وزارة المعارف العمومية، لعلها أكثر من عشرة. وله تأليفات وتحقيقات غير مدرسية، منها بالمشاركة ومنها ما انفرد بها، وهي: قصص القرآن، أيام العرب في الجاهلية، أيام العرب في الإسلام (كلاهما مع محمد أبو الفضل إبراهيم)، الأغاني للأصفهاني (تحقيق الأجزاء ١٧ - ٢٤)، جمع الجواهر في الملح والنوادر للحصري القيرواني (تحقيق)، معترك الأقران في إعجاز القرآن للسيوطي (تحقيق)، مختارات شعراء العرب لاين الشجري (تحقيق)، الشفا بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم للقاضى عياض (تحقيق)، الإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر العسقلاني (تحقيق)، البحر الحيط (تحقيق)، شرح المفضَّليات للتبريزي (تحقيق)، الأمثال من الكتاب والسنة للحكيم الترمذي (تحقيق)، حلية الأولياء لأبي نعيم الإصبهاني (تحقيق)، تفسير ابن كثير (تحقيق). والأخير ما زال مخطوطًا، وبعض ما قبله أيضًا. وله العديد من الكتب الأخرى تحقيقًا وتأليفًا ذكرت في (تكملة معجم المؤلفين)<sup>(۱)</sup>.

#### علي بن محمد البودليمي (١٣٢٧ - ١٤٠٩هـ = ١٩٠٩ - ١٩٨٩م) عالم.

وقد يعرف بالمسيلي.

(٣) مجلة الأزهر حد ٢ س ٦٩ (صفر ١٤١٧هـ) ص٢٥٦.



ولادته في المسيلة بالجزائر. تعلم في الزوايا، وتلقَّى علومه عن جماعة من العلماء، منهم العلامة عبدالحميد بن باديس، ويحيي الدراجي، وأجيز بخطوطهم، واستكمل معارفه في جامع الزيتونة، ومنه إلى علماء المغرب، عاد إلى بلده وزاول التدريس، وأسَّس مجلة أسبوعية سماها «الذكري»، وكان إمام الجامع الأعظم بتلمسان، ومفتى المنطقة، وقد ختم تفسير القرآن الكريم في عشرين عامًا بالجامع المذكور، ودرَّس في غليزان، والتقى فيها بالشيخ الصوفي أبي العباس أحمد بن مصطفى العلوى وأخذ عنه. أنشأ زوايا له في أقطار عربية وإسلامية وأوروبية وأمريكية، وصار له تلامذة في أنحاء العالم. ولم يكن على خط جمعية العلماء المسلمين في الإصلاح في عهد البشير الإبراهيمي.

وله تآليف عديدة، منها ديوانه(٤).

# علي بن محمد التوبالي = علي بن امحمد التوبالي

علي محمد جريشة (١٣٥٤ - ١٤٣٦هـ = ١٩٣٥ - ٢٠١١م) عالم داعية قيادي مستشار.



(٤) ملونة سيدي بن عزوز (٤٣٤ه).

مولده في إحدى قرى ديرب نجم بالمحافظة الشرقية في مصر، تعرَّف على دعوة الإخوان المسلمين وهو في العاشرة من عمره. انتقل إلى القاهرة ليدرس فيها الثانوية ويحصل من جامعتها على إجازة في الحقوق، عيّن بعدها وكيلًا للنائب العام في السويس، كما عمل أربع سنوات في مجلس الدولة، واعتُقل بتهمة الانتماء إلى جماعة الإحوان المسلمين عام ١٣٨٥ه، ولبث في السجن الحربي ثماني سنوات، سافر بعدها إلى المدينة المنورة ليعمل أستاذًا في كلية الشريعة بالجامعة الإسلامية، وكانت بلاد الحرمين محطة انطلاق له ليجوب أكثر بلاد العالم، وعلى رأسها أمريكا، وخاصة في شهر رمضان، وألقى خطبة باللغة الإنجليزية في أول جمعة لشهر رمضان بمسجد الأمم المتحدة في نيويورك. وكان نائبًا بمجلس الدولة حين اعتُقل، والذي أذكر أنه تقدَّم بشكوى إلى المحكمة لكونه اعتقل بدون حق، وبقى في السجن طوال هذه السنوات، وما تعرَّض له... وأنه صُدِّق طلبه، ولعله عوِّض، فقد كان حقوقيًا متمكنًا صلب المراس، وقد اطلعت على كتابات له فرأيت العجب في أسلوبه! وكأنه يكتب وهو في ساحات المعارك وبين طلقات الرصاص وهدير المدافع، وشبهت قلمه بصوت القعقاع! وكان عالمًا ثائرًا غيورًا على شريعة الإسلام، وداعية عصاميًا ذا عزيمة قوية وإرادة صلبة، لا يهاب أحدًا في قول الحق، ويقول ما يعتقده حقًا ولو حدث ما حدث، وأذكر من كتابات له أنه كان له رأي في (حقيقة) الحكم بالإسلام، وأنه يكون فكرًا وواقعًا، ونظرًا وعملًا، ولذلك ترك السعودية، ومضى إلى اليمن ليكون أستاذًا للشريعة الإسلامية بإحدى جامعاتها، وتوفي هناك يوم الأربعاء ٢٣ جمادي الأولى، ٢٧ نيسان (أبريل)، وكان يودُّ الرجوع إلى مصر، بعد الثورة على حسني مبارك رئيس مصر

وطرده من الحكم، ولكنه توفي قبل العودة. له مقالات، ومقدِّمات لكتب إسلامية، ومؤلفات رائعة لقيت قبولًا ورواجًا، وطبع كثير منها طبعات عديدة، ومن عناوينها: الاتجاهات الفكرية المعاصرة، أدب الحوار والمناظرة، أصول الشريعة الإسلامية: مضمونها وخصائصها، إعلان دستور إسلامي: موادّ دستورية مع شرح وتعليق في صورة مذكرة إيضاحية، التخطيط للدعوة الإسلامية، حاضر العالم الإسلامي، حرمات لا حقوق: حقوق الإنسان في ظل الإسلام: دراسة مقارنة، دعاة لا بغاة، دعاة لا جباة، دين ودولة، شريعة الله حاكمة ليس بالحدود وحدها، عندما يحكم الطغاة، عندما يحكم الغباء، عوائق في طريق الدعوة الإسلامية، عوائق في طريق الشريعة: من يقف في طريق شرع الله، في الزنزانة، القرآن فوق الدستور. وصدرت حلقات من ذكرياته بعد وفاته في محلة (المحتمع) الكويتية عام ١٤٣٤هـ. وله مؤلفات أخرى ذكرت ف (تكملة معجم المؤلفين)(١).

#### علي محمد جمَّاز (۱۳۵۱ – ۱۶۱۶ه = ۱۹۳۲ – ۱۹۹۳م)

أستاذ داعية، كاتب إسلامي. ولد في قرية «كوم النور» بمركز ميت غمر في محافظة الدقهلية بمصر، التحق بالأزهر وحصل منه على العالمية، والتحق بجماعة الإخوان المسلمين مبكرًا، فكان من الرعيل الأول بينهم، وكانت الدعوة إلى الله شاغله الأول، يتحرك في أنحاء البلد ويدعو بما فتح الله عليه، حتى كان عام ١٣٧٩هم، حيث الشرعية في التعليم العام، ثم أستاذًا للعلوم الشرعية في التعليم العام، ثم أستاذًا بالمعهد الديني، فمديرًا له، ثم التحق بتوجيه العلوم الشرعية بوزارة التربية والتعليم، وشارك مع

(۱) العرب نيوز ۲۰۱۱/٤/۲۷، موقع (الإخوان المسلمون) لقاء معه في ۲۰۰۷/۹/۱۲م.

إخوانه القرضاوي وعبدالستار وغيرهم في وضع مناهج العلوم الشرعية والبحوث الإسلامية لمراحل التعليم المختلفة، بينما كان يواصل دراساته العليا، وحصل على الدكتوراة في علم الحديث النبوي، الإسلامية، فأستاذًا بقسم التفسير والحديث. وكان رجل قرآن وفقه وعلم حمّ، المعتقل في المحنة الأولى للدعاة بمصر، وابتُلي فصر، ولم يمنعه ذلك من قيامه بواجب الدعوة، إلى أن توفي في الثاني من شهر ربيع الأولى بالدوحة.

له مقالات كثيرة في الصحف اليومية القطرية والمحلات الإسلامية، وأبحاث علمية ألقاها ونشرت في حوليات كلية الشريعة بجامعة قطر.

وترك عدَّة مصنفات، منها: تحقيق مسند الشاميين (٢ ج)، التعريف برواة مسند الشاميين، تسمية من رُوي عنه من أولاد العشرة، مختارات من هدي النبوّة، وصايا لقمان، الوصايا العشر، السيرة النبوية، عاضرات في علم الحديث، قبسات من السنّة، دراسات في السيرة النبوية، الشباب المسلم بين الماضي والحاضر(٢).



(۲) المجتمع ع ۱۰۶۸ (۱۲/۱۱/۱۱۵ه) ص۱۲ بقلم حسن علي دبا، المسلمون ع ۶۸۸ (۱۲/۳/۱۷هـ)، أدباء وعلماء عرفتهم ص۱۳۷۰

#### علي محمد الجمبلاطي (١٣٣٣ – ١٣٩٦ه = ١٩١٤ – ١٩٧٦م) كاتب وأديب إسلامي.



ولادته في قرية العزيزية بمحافظة الشرقية في مصر، تخرَّج في كلية دار العلوم بالقاهرة، ودرَّس، ثم انتقل إلى القاهرة ليشرف على الثقافة الجماهيرية، كما عمل مشرفًا ثقافيًا بجمعيات الشبّان المسلمين، ثم كان مستشارًا للغة العربية والتربية الدينية وأستاذًا بكلية التربية في جامعة الأزهر، وكان عضوًا بالجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، وأسهم في تأسيس جماعة أدباء العروبة، وكانت له محاضرات أسبوعية حول سماحة الأديان يلقيها بإحدى كنائس أسيوط، ونظم ندوتين أسبوعيتين استمرتا عشر سنوات بجمعية الشبان المسلمين، وله ابتهالات وقصائد وأغنيات بشَّت في الإذاعات. له ما يزيد على تسعة وأربعين كتابًا في الأدب والتربية والدراسات الإسلامية، منها: من الشعر الروحي المعاصر، من أدباء

الإسلام المعاصرين، ليالي مكة، في ظل

الجهاد (يضمُ ثلاث مسرحيات شعرية)،

تسابيح في شهر الهدى والجهاد (شعر)،

لبَّيك يا ربَّاه (مسرحية شعرية)، الأمُّ الجاهدة

(شعر)، دراسة مقارنة في التربية الإسلامية

(مع أبي الفتوح التوانسي)، الأصول الحديثة لتدريس اللغة العربية والتربية الدينية. وله

مؤلفات أخرى وردت في (تكملة معجم

(١) معجم البابطين لشعراء العربية، مع إضافات.

المؤلفين)(١).

#### علي بن محمد جميل الخطيب (١٣١٩ - ١٣٩٧ه = ١٩٠١ - ١٩٧٧م) (تكملة معجم المؤلفين)

## علي محمد الجندي (۱۳۶۷ – ۱۳۶۰ه = ۱۹۲۸ – ۲۰۰۹)



من مدينة السكمية بسورية. حصل على إجازة من قسم الفلسفة بجامعة دمشق، وعمل في حقل الصحافة الثقافية بين دمشق وبيروت، ومديرًا عامًا للدعاية والأنباء في دمشق، كما عمل في الترجمة عن الفرنسية ولم يحترفها، وهو من مؤسِّسي اتحاد الكتاب العرب عام ١٣٨٩هـ وعضو جمعية الشعر ومات في اللاذقية يوم الخميس ١٥ شعبان، ومات في اللاذقية يوم الخميس ١٥ شعبان،

دواوينه الشعرية: الراية المنكسة، في البدء كان الصمت، الحمّى الترابية، الشمس وأصابع الموتى، النزف تحت الجلد، طرفة في مدار السرطان، الرباعيات، بعيدًا في الصمت قريبًا في النسيان، قصائد موقوتة، صار رمادًا، سنونوة للضياء الأخير، وترجم كتبًا إلى العربية(٢).

#### علي محمد الجندي (١٣٣٥ – ١٤٢٠ه = ١٩١٧ – ٢٠٠٠م) أديب ناقد.

من مصر. تخرَّج في كلية دار العلوم، وحصل على إجازة التدريس من معهد التربية العالي، ونال الدكتوراه من بريطانيا، عاد ليكون أستاذًا بقسم الدراسات الأدبية وكيلًا للكلية. تركزت دراساته ومحاضراته في الأدب الجاهلي حتى أطلق عليه مسمًى «علي الجاهلي» تمييزًا له عن سميّه علي الجندي الشاعر وعميد دار العلوم وعضو محمع اللغة العربية.

كتبه: في تاريخ الأدب الجاهلي (٣ ج)، شعر الحرب في العصر الجاهلي، ديوان طرفة بن العبد، وشرحه (تحقيق)، شرح المفضّليات في كتاب «عيون الشعر القديم»، الذوق الأدبي/ بنيت (ترجمة)(٣).

#### علي محمد الحديدي (۲۰۰۰ – ۱٤۲۳هـ = ۲۰۰۰ – ۲۰۰۳م)

صحفى، أكاديمي.

من مصر. من أبرز محرري جريدة الأهرام في النصف الأول من الخمسينات الميلادية. أحد الأركان العلمية لكلية البنات بجامعة عين شمس، أستاذ زائر بجامعات عربية وأجنبية، عضو مجمع اللغة العربية، عضو الجمع العلمي المصري، عضو اتحاد الكتاب.

له مذكرات بعنوان: رحلة مع الأيام، وكتاب: محمود سامي البارودي شاعر النهضة (٤).

#### علي محمد حسب الله (١٣١٣ - ١٣٩٨ = ١٨٩٥ - ١٩٧٨) عالم فاضل.

 <sup>(</sup>۲) العربية نت ۱٤٣٠/٨/۱۷ه، تراجم أعضاء اتحاد الكتاب ص ۲۱، صحيفة تشرين بالتاريخ السابق، الرياض ۱٤٣٠/٩/٢٠هـ.

<sup>(</sup>٣) موسوعة أعلام العلماء والأدباء ٥/ ٢٨٢.

<sup>(</sup>٤) الأهرام ٧/١١/٣٢٤١ه.

قلت: وقفت على مؤلفات عديدة تحمل اسم «علي الحديدي» تتعلق بأدب الأطفال، والترجمة، والقانون.. ولم أوردها خشية الالتباس.



ولد في مدينة الإسماعيلية، التحق بالأزهر، ثم عدرسة القضاء الشرعي، ثم عمدرسة العلوم. صار أستاذًا، ووكيلًا للكلية في جامعة القاهرة. وكان زميلًا لمحموعة من كبار العلماء، مثل محمد أبو زهرة، وعبدالوهاب خلاف، وإبراهيم بيومي مدكور، وحسن

وعمل بعد إحالته إلى المعاش أستاذًا بجامعة الخرطوم، ثم بجامعة الكويت، ثم كان مستشارًا بشركة المقاولون العرب.

تؤثر عنه حادثة في عام ١٩٤٨ عندما قامت الهيئات والوزارات بجمع التبرعات من المواطنين للإسهام في الاحتفال بعيد ميلاد الملك، وعندما طلبوا منه التبرع ذكر أنه سيكون آخر المتبرعين. وفي الأخير دهبوا إليه، وقدموا له الورقة ليدفع ويوقع عليها، فكتب عليها: «إن الواجب على الملك أن يجزل العطاء للشعب وأن يسخو على المواطنين في مثل هذه المناسبة لا أن يجمع منهم التبرعات». ورفض أن يدفع شيئًا، وحينئذ سحب جميع زملائه ما دفعوه من أموال!

له مؤلفات في الشريعة وأصول الفقه والميراث، وفي تفسير بعض السور القرآنية، منها: الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم الناس مناسكهم في حجة الوداع، الزواج في الشريعة الإسلامية، الفرقة بين الزوجين وما يتعلق بها من عدة ونسب: بحث يتضمن ما ينبغي أن يكون في هذا الموضوع من إصلاح في حدود الفقه الإسلامي، أصول التشريع الإسلامي، الميراث في الشريعة الإسلامية على ما عليه العمل الآن في

المحاكم المصرية، من هدي السنة، خلاصة أحكام الوقف في الفقه الإسلامي، هدي الإسلامي الإسلامي (١).

علي محمد حسن (١٣٥٤ - ١٤٠٧ه = ١٩٣٥ - ١٩٨٦م) (تكملة معجم المؤلفين)

علي بن محمد حسن الفاني (۱۳۳۳ – ۱۹۰۹ه = ۱۹۱۶ – ۱۹۸۹م) (تكملة معجم المؤلفين)

علي بن محمد حسن فضل الله (۱۳۳۷ - ۱۶۲۱ه = ۱۹۱۸ - ۲۰۰۰م) (تكملة معجم المؤلفين)

علي بن محمد حسين النائيني (١٣٢٩ - ١٣٩٧ه = ١٩١١ - ١٩٧٧م) (تكملة معجم المؤلفين)

علي محمد خاتون (١٣٤٦ - ١٤١٥ = ١٩٢٧ - ١٩٩٤م) (تكملة معجم المؤلفين)

علي محمد الخفيف (١٣٠٩ - ١٣٠٩ه = ١٨٩١ - ١٩٧٨) عالم قاض، باحث لغوي.



(١) الأخبار ع ١١٣٦١ (١١/٣/ ١٤٠٨) وإضافات.

ولد في قرية الشهداء بمحافظة المنوفية في مصر، بعد حفظ القرآن الكريم التحق بالأزهر فدرس فيه ثلاث، وتخرَّج في مدرسة القضاء الشرعي، وتعيَّن في العام نفسه مدرسًا بما، ثم نُقل إلى العمل بالقضاء الشرعي، فعيِّن قاضيًا بالمحاكم الشرعية ثماني سنوات، ثم كان محاميًا شرعيًا بوزارة الأوقاف، فمديرًا للمساجد بما، وأستاذًا للشريعة الإسلامية بكلية الحقوق بجامعة القاهرة، وظلَّ بما حتى بلغ المعاش، وظلَّ يعمل بما أستاذًا لطلبة الدراسات العليا. وقد عمل أستاذًا بمعهد الدراسات العربية العالية حتى قبيل وفاته، وكان عضوًا بمجمع البحوث الإسلامية منذ إنشائه، وعضوًا بالمحلس الأعلى للأزهر، وندبته جامعة بغداد أستاذًا زائرًا، وكذلك جامعة الخرطوم، واختير عضوا في موسوعة الفقه الإسلامي بالمحلس الأعلى للشؤون الإسلامية، وفي لجنة وضع المشروع لقانون الأحوال الشخصية. واختير عضوًا بمجمع اللغة العربية بمصر في سنة ١٣٨٩ه. وحصل على جائزة الدولة التقديرية في العلوم الاجتماعية.

صدر فيه كتاب بعنوان: الشيخ علي الخفيف الفقيه المحدد/ محمد عثمان شبير. - دمشق: دار القلم، ١٤٢٣هـ ١٩٨٨ ١ص. أما تصانيفه فهي: الخلافة، أحكام الوصية، الشركات في الفقه الإسلامي، نظرية النيابة المتعلقة بها، الإرادة المنفردة في الفقه الإسلامي، أحكام المعاملات الشرعية، أسباب اختلاف الفقهاء، فرق الزواج، البيع في الكتاب والسنة، الملكية في الشريعة الإسلامية (٢).

<sup>(</sup>٢) المجمعيون في خمسين عامًا ص٢٠٤، أعلام مصر في القرن العشرين ص٣٣٩، وخطه من مقدمة كتاب: الإمام الطحاوي محدثًا للأستاذ عبدالجيد محمود.

# بسماله الرحرا لرصب

ائه ليلمثنى وبيدن الدلاا ذال أجدني ائبلا وارالعلام مسرنجلف اولثك الاعلام مبرسا تذنئا الذبن ساهموا مباهمة حديث مشكورة نظيمة الأزؤ الكنف مسذالما زا النلمية الإسلامية واخاجاللاس دعط مليهم مرضا جميلاخا لصة مرامه تراكم ملسط مهرواسب العصورالظلمة فتره حودثط واخفرمعا لميط وسترجما لط وحال دوددتعرفط ملىحقيقظ فكثنوا بعله هذا معصفامط ومسموها وأظرلانزال المعيدالذن لابيضب لحياة مقلينة سليمة المتمانية مبالحة كقوم مليهسن مسرا لنظرالفهج والموازنة العادلة والانجاء السام الرشيد - ذين لأن اجد ن رسائل هذه الدارالة تظهرنا هذه الإيام الفينة بدالفينة دأاص لم أندادا كحيود اولكه الاعلام واعمالهم المجدة وأظالنة حميدة الرميمد اكثرابناء هذه

علي الخفيف (خطه)

علي محمد بن الخوجة = علي محمود بن الخوجة

علي محمد الديب (١٣٤١ – ١٩٢٧ه = ١٩٢٢ – ٢٠٠٦م) (تكملة معجم المؤلفين)

علي بن محمد رضا الصافي (۱۳۳۰ – ۱۶۲۶ه = ۱۹۱۱ – ۲۰۰۳م) (تكملة معجم المؤلفين)

علي بن محمد رضا كاشف الغطاء (١٣٣١ - ١٤١١ه = ١٩١٢ - ١٩٩١م) من محتهدي الشيعة الاثني عشرية.



ولد في النجف، وتلمذ بعلماء أسرته، وأحيز بالفقه والأصول والمنطق، وكان أديبًا شاعرًا بلاغيًا، رجع إليه في الفتيا [التقليد] جمهور كبير، وتولَّى صلاة الجماعة مكان والده وجدِّه في صحن الإمام علي بن أبي طالب، وورث زعامة أسرة كاشف الغطاء خلفًا لحمد حسين كاشف الغطاء، وتخرج عليه جمع في الحوزة الشيعية. دُعي إلى مؤتمرات إسلامية دولية، وحاضر في هيئات علمية. مات في النجف يوم الثلاثاء ١٩

وله تآليف، منها: أدوار علم الفقه وأطواره، أسس التقوى، باب مدينة علم الفقه، رسالة لعمل المقلدين (وهو منهج وضعه لكل من قلده واتبع أفكاره)، المختصر من مرشد الأنام لحج بيت الله الحرام، من الكلمات الحسنى، مصادر الحكم الشرعي والقانون المدني (٢ ج)، نظرات وتأملات، نقد الآراء المنطقية وحل مشكلاتما (٢ مح)، نهج الصواب إلى حل مشكلات مج)، نهج الصواب إلى حل مشكلات الإعراب، نهج الهدى، النور الساطع في الفقه النافع. وله كتب مخطوطة (١٠).

علي بن محمد الرقيشي (١٣٢٩ – ١٤١٨ هـ = ١٩١١ – ١٩٩٧م) قاض وفقيه إباضي.



ولد في ولاية إزكى بعُمان. من أبرز شيوخه في العلم الخليلي. تولَّى القضاء في العديد من الولايات، إلى أن استقرَّ قاضيًا في ولاية عبري مدة طويلة. بعد التقاعد استوطن «عبري» وكان مرجعًا لأهلها في طلب العلم والفتوى والمشورة وكتابة الصكوك والعقود والمواريث. مات في غرة شهر رمضان، ٣٠ ديسمبر.

لم يذكر عنه أنه اعتنى بتدوين شيء من المؤلفات، سوى ما تناثر من أقضيته وأحكامه (٢٠).

علي بن محمد الرمضان (۱۳۱٤ - ۱۳۹۷ه = ۱۸۹۱ - ۱۹۷۷م) (تكملة معجم المؤلفين)

علي محمد الزامل (۱۳٤٨ – ۱۹۲۷ه = ۱۹۲۹ – ۱۹۹۱م) (تكملة معجم المؤلفين)

علي بن محمد الزاهر (۱۳۶۶ – ۱۶۱۸ه = ۱۹۲۰ – ۱۹۹۷م؟) (تکملة معجم المؤلفين)

علي محمد الزبيري (۱۰۰۰ – ۱۱۹۱۸ = ۲۰۰۰ – ۱۹۹۰م) (تكملة معجم المؤلفين)

(۲) رسالة المسجد (عُمان) ع ۱۳ (رجب ۱٤٢٥هـ) ص ۱۹. (١) معجم رحال الفكر والأدب في النجف ٣/ ١٠٤٧،

موسوعة أعلام العراق ٣/ ١٧٨، معجم المؤلفين العراقيين ٢/

٤٣٢، المنتخب من أعلام الفكر ص٣٣٨.

علي محمد الزريقي (١٣٥٦ – ١٤٣٣ هـ = ١٩٣٧ – ٢٠١٢م) (تكملة معجم المؤلفين)

علي بن محمد أبو زيد الحازمي (١٣٥٦ - ١٤٢٢ه = ١٩٣٧ - ٢٠٠١م؟)

كاتب إسلامي، محقق فرَضي.

من مواليد ضمد بالسعودية. حصل على إجازة من كلية الشريعة بالرياض، درَّس في المعهد العلمي بالدِّلَمَ، ثم بنجران، فجازان، ثم ضمد. وكان خطيبًا مؤثرًا، وفرَضيًا متمكنًا، وباحثًا محققًا. مع مشاركات دعوية وإدارية.

وله آثار علمية، منها: رسالة في حكم الجهر بالبسملة والإسرار/ للحسن بن خالد الحازمي (تحقيق)، إيقاظ الوسنان على بيان الخلل الذي في صلح الإخوان/ محمد بن ناصر الحازمي (تحقيق)، جواب لسؤال ورد في وجوب قراءة الفاتحة على المأموم/ الحسن بن أحمد عاكش (تحقيق)، رسالة إحوانية للشيخ الحسن بن أحمد عاكش (نشرت في مجلة العرب، ذو القعدة ١٤١٥هـ) ص٥٩٥ - ٣٦٤)، رسالة في تأييد دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب (تحقيق)، قوت القلوب في توحيد علام الغيوب/ الحسن بن خالد الحازمي (تعليق بعنوان: التعليق المطلوب على قوت القلوب)، كشف الستارة عن وجوه الأقوال المختارة في نظم معاني الاستعارة/ عاكش (تحقيق)، من أعلام المخلاف في القرن الثالث عشر الهجري؛ الشريف العلامة محمد بن ناصر الحازمي، من رجال العلم في القرن العاشر الهجري: محمد بن على بن عمر، بغية الإيضاح على المسائل التي الاختلاف فيها من الاختلاف المباح/ البهكلي (تحقيق)(١).



علي محمد أبو ستة (۲۰۰۰ – ۱٤۳۲هـ = ۲۰۰۰ – ۲۰۱۱م) (تكملة معجم المؤلفين)

علي بن محمد سعيد المطره جي (١٣٣٥ – ١٩٨٧ م) (تكملة معجم المؤلفين)

علي محمد سليط (۰۰۰ - ۱٤٣٣هـ = ۰۰۰ - ۲۰۱۲م) (تكملة معجم المؤلفين)

علي بن محمد آل سليم (١٣٤٦ - ١٤١٨ه = ١٩٢٨ - ١٩٩٧م) عالم حنبلي.

من عنيزة بالسعودية. درس العلوم الشرعية والعربية على علماء، منهم ابن باز وعبدالله الخليفي، باز وعبدالله الخليفي، وحصل على الشهادة من كلية الشريعة بالرياض. درَّس في معهد عنيزة العلمي (٢٩) عامًا، ثم كان أستاذًا مشاركًا في كلية الشريعة بالقصيم، وتخرج عليه عدد كبير من طلبة العلم، وكان يدرِّس في المسجد والمنزل إضافة إلى التدريس النظامي(٢).

علي بن محمد آل سنان (۱۳۳۸ – ۱۶۲۱ه = ۱۹۱۹ – ۲۰۰۱م) عالم سلفي.

ولد بقرية نيدان في منطقة العدين بلواء (٢) موسوعة أسبار ٢/ ٨٤٨.

إب في اليمن، وعُدَّ من علماء المدينة المنورة لقضائه أكثر عمره فيها. خرج إلى الحجاز لطلب العلم، عاد متابعًا تعلمه على علماء اليمن، وبعد أن بلغ الثانية والعشرين من عمره عاد إلى المدينة ليتابع دراسته حتى صار من علمائها، تخرج في كلية الشريعة بالجامعة الإسلامية، ودرَّس في معهدها الثانوي. من شيوخه: محمد بن سليمان الزبيدي، عبدالرحمن بن يوسف الإفريقي، محمد ناصر الدين الألباني. ودرَّس في المسجد النبوي اللغة العربية والحديث والتوحيد والتفسير والفرائض، وأفتى وأرشد. وكانت له جهود خيرية ودعوية، مهتمًا بأمر المسلمين، محبًا للعلم وأهله، زاهدًا في الدنيا، ويستشهد بقول الشاعر: كن كالنخيل عن الأحقاد مرتفعًا

بالطُّوبِ يُرمى فيعطي أطيبَ الثمرِ

توفي بالمدينة يوم الاثنين ٢٠ شوال. وله تصانيف، منها: رسالة في مسائل الرضاع، الجواب الشافي في حكم الصلاة والسلام على النبيِّ صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول والثاني، البرهان في معنى التجويد والتغنى بالقرآن وأخذ الأجرة على تلاوة القرآن وبيان ألفاظ الأذان والإقامة المشروعة والتبليغ حلف الإمام، القول الصحيح في صلاة التسبيح وحكم رفع اليدين والتأمين الجماعي خلف الداعي، من رسائل الدعوة (وهي: رسالة في الدعاء ومشروعية رفع اليدين فيه؛ رسالة في صلاة النوافل قبل الجمعة وبعدها وبعد أذان الفحر الثاني، رسالة في العمل بالحديث الضعيف)، أحكام مناسك الحج والعمرة وزيارة المسجد النبوي/ ابن تيمية (تحقيق وتعليق)، تطهير الاعتقاد عن أدران الإلحاد/ الصنعاني (تعليق)، المحموع المفيد من عقيدة التوحيد (يحتوي على ثلاث رسائل: القول السديد في تنقيح الدرّ النضيد؛ رسالة في توضيح أمر الصوفية، رسالة الأذكار وزيارة

(١) بمجة الأزمان ص٢٥١.

القبور وعذاب القبر ونعيمه وحكم المولد). إضافة إلى كتب أخرى أوردتما له في (تكملة معجم المؤلفين)(١).

علي بن محمد الشبيبي (۱۳۲۸ – ۱۶۱۸ه = ۱۹۱۰ – ۱۹۹۷م) (تكملة معجم المؤلفين)

علي محمد شلق (۱۳۳٤ - ۱۲۲۹ه = ۱۹۱۵ - ۲۰۰۸م) أديب شاعر.



ولد في كفريًّا من قرى قضاء الكورة بلبنان. حصل على إجازة في اللغة العربية من الأزهر، والدكتوراه في الآداب من السوربون. عمل مدرِّسًا ومديرًا لثانوية، ثم أستاذًا بعدد من المعاهد والكليات في لبنان والكويت والعراق، ومستشارًا بوزارة التربية في لبنان. أسَّس المحلس الثقافي للبنان الشمالي، و «صالون على شلق الشعري»، وكان عضوًا في اتحاد الكتاب العرب، وأهل القلم بلبنان.

وله أكثر من (٩٠) كتابًا، منها: أثر البادية في الشعر العربي، الأدب العربي الحديث: دوافعه - آفاقه، الأعشى: الخمرة - الصناجية، الإمام علي بن أبي طالب كرم الله وجهه، ثورة القبور: رواية، الحرب يا عرب (شعر)، حسان بن ثابت: الالتزام، أبو حيّان التوحيدي والقرن الرابع الهجري،

 وترجمته من مقدمة «رسالة في مسائل الرضاع» التي كتبها تلميذه ناصر بن علي الشيخ، وسماها «إتحاف الجنان بترجمة الشيخ علي بن محمد بن سنان آل سنان».

خالد بن الوليد، امرؤ القيس: اللهو – المحد – الضياع، ابن الرومي في الصورة والوجود، السماع في الشعر العربي، الصديق ألله عنه، الطبُّ عند العرب، العقل العلمي في الإسلام، عنترة بن شداد، وحل علي شلق، مراحل تطور النثر العربي في نماذجه، ذو النورين عثمان بن عفان

رضي الله عنه، ملحمة محمد [صلى الله عليه وسلم]، دفاتر الأحوال (شعر)... وكتب أحرى ذكرتما له في (تكملة معجم المؤلفين)(٢).

علي محمد شوك (١٣٧٦ – ١٤٢٨ه = ١٩٥٦ – ٢٠٠٧م) (تكملة معجم المؤلفين)

علي محمد صديق (نحو ١٣٥٨ - ١٤٣٠ ه = نحو ١٩٣٩ - ٢٠٠٩م) (تكملة معجم المؤلفين)

علي محمد الصيّاد (۱۳٤٢ - قبل ۱۳۲۰هـ؟ = ۱۹۲۳ - قبل ۲۰۰۰م؟) شاعر مدرِّس.



من مدينة السنبلاوين التابعة لمحافظة الدقهلية بمصر. تخرَّج في كلية دار العلوم، عمل في التعليم بالعراق، وأُبعد عنها مرتين

#### ر مُرا سَجَلَى أساعاليُّ بشتر الجيال عاشق شمغذ الجبال مطرخي شاطق العمته واحترار سؤال إسكة الاندباع مدموج عين كي يوم لينتي في العالات ويرسوتنا تملي فوالأعالي معبدي بمنذأن تبيّنت دربي وعدتي لأبحات الجمال بين ود وهنع وسمل عجري مُسْرَق مبلر ابْسَرَ بي فيعنى المالي من مستجدّعلى في التوالي الزيافي وفودعت وادي م شهودي وخا فرات بيالي تتعادلى حوالحيان لقلبي مُجْرِ فِي تهدّ لِهِ وَاحْتَمَال وحورن لبعد علع . يُرَ عبيد عًا لأَوْلِينَ وَجُولِيدٌ لِي

#### علي شلق (خطه)

لأسباب سياسية، ثم إلى السعودية، ومنها إلى غزة، عاد ليعتزل بالإسكندرية. التقى بكبار الشعراء وشارك في الندوات القاهرية، ودار الحكمة. نشر شعره في كبريات الصحف والمجلات المصرية والعراقية، وأذيعت له أشعار في الإذاعات العربية، ووضع لإذاعة بغداد النشيد الجمهوري.

نحن في الأرض لغير الله لا نحني الجياة

هــل يــرى العلــمُ ركوعــًا وسجـودًا لســـواه؟

لا تداجي، قل وجاهر، لا تخف عَسف الطغاه

أنت أقدوى. قدل ولا تخش سوى بأس الإله! \* \* \* \*

لك ما شئت ولي ما شئـــــت، والله يشاءً

كائ ما ترجوه لا نحنيه إلا بقضاء

وغددًا نحن جميعاً حينما نفنى

إنما لسنا سواء حينما نلقى الجزاء!!

<sup>(</sup>۲) معجم البابطين ۳/ ۲۱۶، قرى ومدن لبنان ۹/ ۲۲۳، العالم (صحيفة) العدد الأول منها (صفر ۲۱۹هـ)، معجم الروائيين العرب ص۲۰۱، الحياة ۲۰۸/۸۰۵م.

الجائزة الأولى، ومنها ما يدرس بالجامعات

العربية. ونشرت الصحف والمحلات المصرية

والعربية مقالاته وأبحاثه بصفة دورية. وكان

له نشاط كبير فيما يلقيه من محاضرات

إسلامية في الأندية والجمعيات والكليات

الجامعية، وأسهم في كثير من المؤتمرات

الأدبية والإسلامية في مصر والخارج، وكان

أقصى آماله أن يلقى الله مجاهدًا تحت راية

القرآن الكريم. وقد عُرف بأريحيته وأخلاقه

الطيبة. تزوج مرتين ولم يعقب. وكان مريضًا

بالسكر، توفي يوم ٢٨ صفر، ٢٢ نوفمبر.

من عناوین کتبه: دیوان ابن زیدون ورسائله

(شرح وتحقيق)، الدعوة والخطابة، وإنه لتنزيل ربِّ العالمين، إنفاق المسور في تاريخ

بلاد التكرور/ محمد بلو بن عثمان فودي

(تحقيق بالاشتراك مع آخرين)، إن الدين

عند الله الإسلام، مشيخة الأزهر منذ

إنشائها حتى الآن (محلدان)، الأزهر: تاريخه

وتطوره (بالاشتراك مع سيد أبو الجحد)،

فلسفة المعرفة في القرآن الكريم، في ملكوت السماوات والأرض، الإيمان بالغيب، ابن

زيدون: عصره وحياته وأدبه. وله مؤلفات

أخرى ومسرحيات شعرية ذكرت في (تكملة

معجم المؤلفين)(٣).

على القياد ع مِمَا فِي الْحِيدِ و الحَلُودُ رحاله امام مع لومرد من سيد كا مداومسود ابن عداً كلا الله لعل من ان ع العبر د ى كل فر عون ما يه لكراً لك من در في الخود من كل من هام ي لروالي وهذه أفعنة الوعور إ فعی میں لردی سولہ الدي الري لي في ومدوري الله الله الله الما ورم الماري مين فالربح معتونة لرعود قد شفط التول الصعود ا هورت طبنى وجدت مودعا

#### على الصياد (خطه)

ذُكر له عدد من الدواوين المخطوطة، منها: من أغاني الرحيل، عودة الطائر المهاجر، أحلام الغروب، مع الله في كلماته (١).

علي محمد عبدالعزيز الفاخري (٣٨٣ - ١٩٦٠ هـ = ١٩٦٣ - ٢٠٠٩م) من قادة تنظيم القاعدة. عُرف بابن الشيخ الليبي.



من مواليد مدينة أجدابيا بليبيا، غادرها عام 7 د ١٤٠٨ هو إلى المغرب، ومنها إلى موريتانيا، ثم تنقل في عدة دول إفريقية، توجّه بعدها إلى الفغانستان في عام ١٤٠٨ه، وذكر أنه التحق بمعسكر «خلدون» شرقي أفغانستان، لتدريب المجاهدين العرب عقب انميار الحكومة الإسلامية (طالبان)، وأنه هناك كان يتلقى الدعم المادي ويوصلها إلى جماعات يتلقى الدعم المادي ويوصلها إلى جماعات عبوره الحدود الباكستانية، ونُقل إلى معتقل عبوره الحدود الباكستانية، ونُقل إلى معتقل ليبيا عام ١٤٢٧هـ، وقضي عليه بالسجن ليبيا عام ١٤٢٧هـ، وقضي عليه بالسجن المؤبد، وزعمت حكومة القذافي أنه انتحر في شهر جمادي الأولى. وقد

(١) معجم البابطين ٣/ ٥٧٢.

(۲) الجزيرة نت (۱۹/۰/۰/۱۵)، CNN بالعربية، الشرق الأوسط ۲/۱/۱۲ ،

عُشر على حثته بعد الثورة عليه وتبيَّن أنه قُتل غدرًا(").

علي محمد عبدالعظيم (١٣٢٧ - ١٩٠٥ = ١٩٠٩ - ١٩٨٤م) محقق أديب وبحَّاثة إسلامي.



ولد في قرية تابعة لمدينة دسوق بكفر الشيخ. حفظ القرآن الكريم في صباه، وحصل على إجازة من دار العلوم، درَس فنون العلم وانكبَّ على الحديثة منها. عمل مديرًا لإدارة الوثائق والمكتبات بوزارة الأوقاف، ثم رئيسًا للقسم الأدبي بدار الكتب المصرية، ورئيسًا لقسم المحطوطات بها، ثم خبيرًا فنيًا ومستشارًا للأزهر بمجمع البحوث الإسلامية، ومديرًا للإدارة الفنية بالمؤتمر الإسلامي، وأستاذًا بالمعاهد العليا والكليات في مصر والبلاد العربية والغربية. وعندما اتحم البعض بمؤامرة لانقلاب عسكري ضمنهم نفر كبير من الشيوعيين، رُفعت المستندات والوثائق إلى الرئيس أنور السادات، وعندما وقع بصره على اسم المتهم «على عبدالعظيم» استغرق في الضحك وقال: إنه ليس شيوعيًا، وقال: إن أكبر دليل على تزييف القضية وافتعالها وتلفيقها هو إدراج اسمه متهمًا فيهاا وكانت له مكتبة عامرة، وذا مكانة، واعتبره شيخ الأزهر جاد الحق أستاذًا له، ثم جعله مستشارًا له. وله مؤلفات ودراسات عديدة نشرتها له هيئات رسمية، ونال عن بعضها

علي بن محمد عبدالفتاح المخزنجي (۱۳٤٩ – ۱۹۲۱ه = ۱۹۳۰ – ۲۰۰۵م) (تكملة معجم المؤلفين)

علي محمد عبدالمجيد (١٣٦٥ - ١٣١٦هـ = ١٩٤٥ - ١٩٩٥م) (تكملة معجم المؤلفين)

علي بن محمد العبودي الأغصاوي (۱۰۰۰ - ۱۹۱۲ه = ۱۰۰ - ۱۹۹۲م)

(٣) مجلة الأزهر (ربيع الآخر ١٤١٩هـ) ص٦٤٦، وع
 (شوال ١٣٩٧هـ) ص١٦٤١، الموسوعة الموجزة ٥/ ٢١١ (واسم والده في هذا المصدر: محمود).

ولد بدوار دار الوادي من قبيلة أغصاوة السفلى بالمغرب. وأحد عن شيوخها، ثم تخرّج في جامعة القرويين، وعاد ليؤمَّ ويخطب ويدرّس نحو ثلاثة عقود، في العديد من الكبيرة التي كانت تتوق إلى العلم والإرشاد والإفتاء، وتتلمذ عليه كثيرون، منهم أصحاب مناصب عليا في الدولة، ثم سكن في وزان، وأسس بها حلقة دراسية، ثم كلف بإدارة ومراقبة المدرسة الحسنية الدينية هناك، تحت إشراف وزارة الاوقاف، وتوفي في ٢١ ذي القعدة، ٢٤ حزيران(١).

علي بن محمد العِجْري (١٣٢٠ - ١٤٠٧ هـ = ١٩٠٢ - ١٩٨٧م) عالم زيدي.



مولده بمدينة ضحيان في اليمن، وبما نشأ وأخذ عن علمائها، منهم عبدالله بن يحيى العجري، وعبدالله العنثري، والحسن الحوتي. فاق الأقران وبرع في شقّ الفنون، وعكف على التدريس والتأليف والإفتاء والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وتخرج عليه جمع من العلماء. وكان زاهدًا في الحياة. توفي يوم ١٩ رجب.

ومن تصانيفه: السلسلة الذهبية في الآداب الدينية (خ)، المقاصد الصالحة في الفتاوى الواضحة (طبع بترتيب ابنه محمد بن علي)، منهل السعادة في ذكرى ما كان عليه بعض السادة من الزهد والورع والعبادة (ط)، اختياراته في المعاملة (تراجم علماء آل المؤيد)، الأنظار السديدة في الفوائد المفيدة

(١) معلمة المغرب ١٨/ ٥٩٦٥.

(خ)، رضاء الرحمن في الذكر والدعاء وتلاوة القرآن (ط)، بلوغ الأمل فيما يُنجي من الخطأ والزلل (خ)، الجامع المفيد المنتزع من شرح القاضي زيد (خ)، السفينة في الأدعية (أغلبها منقول من الوسائل العظمى، خ)، المنهل الصافي المنتزع من الجامع الكافي المنقل الصافي المنتزع من الجامع الكافي أيضًا المنتزع من أمالي الإمام أحمد بن عيسى والمنتزع من الأحكام)، مفتاح السعادة في والمنتزع من الكريم (٣ مج) مجموع في تفسير القرآن الكريم (٣ مج) مجموع في محدثي الشيعة (غالبه من طبقات الزيدية، وصل فيه إلى ترجمة محمد بن عبدالملك بن أمن).

علي بن محمد العسيلي (١٣٣٣ - ١٩١٥ هـ = ١٩١٤ - ١٩٩٥م) (تكملة معجم المؤلفين)

علي محمد العُلفي (۱۳۵۸ – ۱۲۲۱ه = ۱۹۳۹ – ۲۰۰۰م) سیاسی حزبی.



ولد في بلدة حزم الجوف بمحافظة الجوف في اليمن. تخرَّج في دار المعلمين العليا. كان من الطلبة المناوئين لحكم الإمام أحمد، اشترك في مظاهرة الطلبة الشهيرة الأولى في اليمن سنة ١٣٧٦ه وأدخل السجن. تأثر اليمن سنة وأصبح من أشدِّ المتعصبين له. حاول إنشاء حزب بعد أن ترك الحزب المذكور، وشارك في حركة نوفمبر ١٩٦٧م التي أطاحت بعبدالله السلال. انخرط في صفوف المقاومة الشعبية عند بدء تكوينها.

(٢) أعلام المؤلفين الزيدية ص٧٢، موسوعة الألقاب اليمنية ٤/ ٢٢٦.

أسَّس نقابة عمال مصنع الغزل والنسيج بصنعاء وانتخب رئيسًا لها. أمين عام اتحاد العمال باليمن. أسَّس صحيفة الرأي العام في ١٩٧٣/٢/٢٥ م ورأس تحريرها حتى وفاته. من المؤسِّسين لنقابة الصحفيين. أسَّس عام ٢٠١١هـ (١٩٨٢م) مع ألف نصير سياسي (حزب المؤتمر الشعبي العام) إلا أنه استقال عام ١٠١هـ ومات في ٩ إلا أنه استقال عام ١٠١هـ. ومات في ٩ ربيع الأول، ١١ يونيه.



#### علي محمد العلفي أسس صحيفة (الرأي العام) ورأس تحريرها حتى وفاته

صدر فيه كتاب: عاش شامخًا ومات شامخًا: فقيد الوطن عميد الصحافة الحرة...

وله كتب، منها: نصوص بمانية: خطب وأحاديث القاضي عبدالكريم العرشي، نصوص يمانية: خطب وأحاديث وتصريحات العقيد على عبدالله صالح (جمع، دستورية ووثائق مؤتمرات شعبية)، نصوص يمانية (قسمان: أبرز الأحداث في ربع قرن من عام ١٣٨٢هـ – ١٤٤٧هـ)، نصوص يمانية: حصار صنعاء، لماذا يتمسّك اليمنيون بقيادة على عبدالله صالح؟(٣).

#### علي بن محمد علي الحائري (١٣٥٢ - ١٤٢٠ه = ١٩٣٣ - ١٩٩٩م) (تكملة معجم المؤلفين)

#### علي محمد علي سلام (۱۳۳۹ – ۱۹۱۸ه = ۱۹۲۰ – ۱۹۹۷م)

محرر صحفي. اتخذ انفسه است

اتخذ لنفسه اسم الشهرة «حلمي سلام».

(٣) اليمن في ١٠٠ عام ص٣٥٦، أعلام الأدب والفن المسرحي ص١٣٨ وفيه أنه من قرية دار أعلا عزلة شعب مديرية أرحب، موسوعة الأعلام للشميري، موسوعة الألقاب اليمنية ١٤/ ٥٩٠.

من مواليد مدينة القاهرة. عمل في مطلع حياته موظفًا بإدارة الشؤون العامة (المعنوية) بوزارة الحربية، استقال من منصبه منذ عام ١٣٦٤ه ليتفرغ للعمل الصحفى، فكتب مقالات في صحيفة «اللواء الجديد» لسان حال الحزب الوطني بتوقيع «ابن الوليد»، ثم التحق بدار الهلال في السنة نفسها، وحرَّر عجلة الاثنين، ثم عجلة المصوّر، ووصل إلى رئاسة تحريرها، ثم كان رئيس تحرير محلة الإذاعة، فعضوًا في مجلس إدارة دار التحرير ب «الجمهورية»، ثم رأس تحرير محلة الهلال، ثم كان رئيسًا لجلس الإدارة ورئيسًا لتحرير «الجمهورية»، وكتب فيها مقالات سياسية، ولغيرها أحيانًا بتوقيع «المواطن المصري»، ثم فُصل من عمله بعد أن نشر تفاصيل جلسة مجلس الأمة التي حضرها جمال عبدالناصر، وفي وقت رئاسته الصحيفة الأخيرة نُقل عدد من كبار الكتاب والصحفيين من عملهم فيها إلى مؤسّسات غير صحفية، وكانت تربطه علاقات قوية مع ضبًّاط من ثورة يوليو، فكان في خدمة السلطة. ومات في ١٧ جمادي الأولى، ١٩ أيلول.



على سلام رأس تحرير مجلة (المصور) وله كتب، من مثل: أيامه الأخيرة: قصة ملك باع نفسه للشيطان (يعني الملك فاروق)، فاروق: نهاية ملك، فاروق وتصحيح التاريخ: ماله وما عليه(١).

على محمد العليمي (POY! - 0721a = +391 - 3++79) شاعر وأديب تربوي.

(١) مما كتبه أحمد المنزلاوي في حريدة الجمهورية ١٤٣٠/٤/٨ هـ، مذكرات الصحفيين في خدمة السلطة



ولد في كفر الشيخ إبراهيم مركز قويسنا في دلتا مصر، وتخرَّج في معهد دار المعلمين، ثم حصل على شهادة الحقوق من جامعة القاهرة، ودرَّس في مصر واليمن، وعاد ليعمل محققًا قانونيًا في إدارة قويسنا التعليمية، فمفتشًا للتحقيقات، وكتب في الصحف والجالات، وشارك في المنتديات والمسابقات الأدبية.

ومؤلفاته مخطوطة، وهي: الدواوين: أنا والغربة وحبيبتي القديمة، رسائل جندي بجبهة القتال في السابع من أكتوبر، ألحان قديمة، الحبُّ في قريتي، إرادتنا لا تقهر المستحيل، من أول نظرة.

ومن المسرحيات: بعد الإسراء، مأساة دنشواي، الشهيد، أرض أبي وجدّي. ودواوين ومسرحيات وأعمال أخرى ذكرت في (تكملة معجم المؤلفين)(٢).

علي محمد العماري ( Y T T - P 1 3 1 a = T 1 P 1 - A P P ( a) من أعلام الأزهر، أديب عالم، بلاغيّ



تعلم ناشئًا بمعهد الإسكندرية الديني،

(٢) معجم البابطين لشعراء العربية.

ثم بكلية اللغة العربية. نال الدكتوراه في البلاغة والنقد. درَّس في الأزهر، وفي معاهد وجامعات البلاد العربية مبعوثًا علميًا، وكانت له غَيرة على الحقّ تجعله مهيبًا، وغَيرة على مقدَّسات الإسلام ونصوص الشريعة، لا يجامل صديقًا في تحليل أثر علمي مهما كان وثيق الارتباط به، وقد تعرض لجافاة بعض زملائه لأنه قال الحقَّ فيهم وفي آثارهم. وكان حاضرًا في الساحة الثقافية، فلم يترك القلم ما دام معافى صحيحًا، كتب البحوث والمقالات في المحلات الأدبية والعلمية، وأكثرها جديد مبتكر، لأنه لم يكن يخوض في التعاد المردّد، وله كتابات في مجلة الأزهر على مدى (٤٥) عامًا، وخاصة السلسلة المتصلة من البحوث الأدبية تحت عنوان «مناقشات أدبية». كما كتب في محلات الرسالة، والتضامن الإسلامي، ورسالة الاسلام، ونور الإسلام، وغيرها، وشارك في مساجلات ومناظرات أدبية. توفي في ٣ ربيع الآخر، ٢٧ تموز (يوليه).

وقد ودَّع الدنيا بقصيدة باكية قال فيها: ثمانون مرت مسرعات وأربع

وليس لغير الله في القلب موضعُ فإن كنتُ في سَمتِ الطريق فرحمةٌ

وإن جارت الأهواء فالعفو أوسعُ وداعًا بني الدنيا وداعَ مفارقٍ

إلى الأبد الأسنى الذي لا يودعُ اشتغل بالتأليف المدرسي للمعاهد الأزهرية في سنوات عدة تشمل البلاغة والنقد، وله بحوث عديدة في المحلات لم تحمع.

ومن آثاره الكتبية: أدعياء التجديد مبدِّدون لا مجددون، من حديث القرآن عن الإنسان، الزكاة: فلسفتها وأحكامها، الصراع الأدبي بين القديم والجديد، القرآن والطبائع النفسية، توضيح المعاني في البلاغة، الأدب وتاريخه في العصرين الأموي والعباسي (بالاشتراك مع زكي على سويلم (مقرر

الصف الثاني الثانوي بالمعاهد الأزهرية)، التاريخ الأدبي للعصرين الجاهلي والإسلامي الأول (مقرر السنة الثانية الثانوية بالمعاهد الأزهرية)، الإمام فخر الدين الرازي ٤٤٥ – ٢٠٦هـ: حياته وآثاره.

ورسالته في الدكتوراه: قضية اللفظ والمعنى وأثرها في تدوين البلاغة العربية إلى عهد السكاكي ٥٥٥ - ٣٢٦ه.

ومن آثاره الأدبية ديوان شعر كتبه منذ عهد الصبا بعنوان: الفحر الضاحك، الشعر الحديث ومناسبته للساقط من شعر أبي تمام (ولعله بحث)، يسألونك عن العقاد. وله مؤلفات أخرى ذكرت في (تكملة معجم المؤلفين)(۱).

#### علي محمد الغمراوي (١٣٤٥ – ١٤١٣ه = ١٩٢٦ – ١٩٩٣م)

أحد كبار المؤرِّخين المعاصرين المتخصصين بدراسة تاريخ القارة الأوربية في العصور الوسطى، متعمقًا في الدراسات اليونانية واللاتينية، ودراسة الطبّ العربي في العصور الوسطى، وكذلك في الدراسات الببليوجرافية عن تاريخ أوربا في عصرها الوسيط.

ولد في القاهرة، حصل على إجازة من كلية الآداب قسم الدراسات الأوربية القديمة بجامعة فؤاد الأول، وإجازة أخرى من كلية الحقوق بالجامعة نفسها، واشتغل بالحاماة في القاهرة، ثم عين معيدًا بجامعة في مكتبات باريس ولندن، ثم إلى إيطاليا بعض ملخطوطات اللاتينية في مكتبات بعض المخطوطات اللاتينية في مكتبات معصل على الماجستير في النقد اللاتيني، ثم روما وفلورنسا وميلانو والبندقية (فينيسيا). حصل على الماجستير في النقد اللاتيني، ثم أوفد إلى جامعة ميونيخ فحصل منها على المكتوراه، وعمل أثناءها في لجنة معجم المكتوراه، وعمل أثناءها في لجنة معجم

(۱) الأزهر (رمضان ۱۲۹۹هـ) ص۱۲۳۸ و(شوال ۱۲۹۸هـ) ص۱۵۷۲.

تراث العصور الوسطى بأكاديمية العلوم البافارية لإصلاح الأغلاط المطبعية في مجموعة معالم ألمانية التاريخية. وعاد ليدرّس في جامعة عين شمس، ثم أعير إلى جامعة الإمام الكويت، ودرَّس كذلك في جامعة الإمام بالرياض، وكان يجيد: اليونانية، واللاتينية، والإنجليزية، والألمانية، والفرنسية، والإيطالية. له كتب ومقالات وبحوث، ومن مؤلفاته: موضوعات في الثقافة الأوربية في العصور الوسطى، ملحمة البطولة الجرمانية، مدخل إلى دراسة التاريخ الأوربي الوسيط، البحوث التقدية الحديثة في تاريخ الوسطى (ج ١: بحوث القرنين السادس عشر والسابع عشر

الميلاديين)، الأصول المعجمية مع شواهد

من كتاب الحشائش والسموم: نقل إصطفن بن بسيل عن كتاب ديسقوريدس في هيولي الطب: دراسة في المنهج التطبيقي لتاريخ الطب العربي (وهي رسالته في الدكتوراه، وقد نشرت في ميونيخ عام ١٣٨٧هـ). ومما لم ينشر في حياته، ووعد تلميذه (محمد مؤنس أحمد عوض) بنشرها: خطبة شيشرون في الدفاع عن الممثل الكوميدي وسكيوس: تحقيق ودراسة (وهي رسالته في الماجستير من جامعة عين شمس (١٣٧٨هـ، مكتوبة بالإنجليزية، ومحفوظة في مكتبة كلية الآداب بالجامعة نفسها)، إنجيل برنابا وأناجيل الكنيسة: كتاب في الردّ على النصارى (وقد أكمله قبيل وفاته، وأوصى بنشره)، تفسير كتاب ديسقوريدس/ لابن البيطار (تحقيق)، دراسة ببليوجرافية عن دراسات العصور الوسطى الأوربية من القرن السادس عشر حتى القرن العشرين (وقد أكملها في المدينة المنورة عام ١٤١٢ه، وتعدّ أضخم أعماله وأهمها وأشملها عن التاريخ الأوربي الوسيط، وقد اعتمد فيها على دراسات باللغات الإنحليزية والفرنسية

الأوربية الحديثة)(٢).

#### علي محمد الكماسي (۱۳۳٤ - ۱۹۱۷ه = ۱۹۱۰ - ۱۹۹۱م) (تكملة معجم المؤلفين)

علي محمد لقمان (۱۳۳۷ – ۱۳۹۸ه = ۱۹۱۸ – ۱۹۷۸م) شاعر، صحفي، كاتب مسرحي.



ولد في عدن، عمل مديرًا لتحرير صحيفة «فتاة الجزيرة»، ثم أنشأ «دار الأخبار» التي صدر منها صحيفة «القلم العدني»، رئيس تحرير «أيدن كرونيكل» أول صحيفة عربية أسبوعية يصدرها عربي من عدن بالإنجليزية، رئيس مجلس عدن الثقافي، عضو مجلس عدن الثقافي،



علي محمد لقمان عمل مديرًا لتحرير صحيفة (فتاة الجزيرة)

صدر فيه كتاب: علي محمد لقمان شاعر الوتر المغمور/ نجمي عبدالجيد. - صنعاء: اتحاد الأدباء والكتاب اليمنيين، ٣٢٤ ه. من دواوينه الشعرية: الوتر المغمور، أشجان في الليل، ليالي الغريب، الدروب السبعة، على رمال صيرة، أنّات شعب، هدير (٢) عالم الكتب مج ٢٦ ع ٣ (ذو القعدة - ذو الحجة

والألمانية والإيطالية، وغيرها من اللغات

القافلة، يا هو الوراد (شعر شعبي). وله عدد من المسرحيات الشعرية، مثل: العدل المفقود، بجماليون، الظلُّ المنشود، قيس ليلي، سمراء العرب.

وله رسالة سياسية بعنوان: الحكم الذاتي، وأحرى بالإنجليزية بعنوان: فتاة الجزيرة<sup>(١)</sup>.

علي محمد محسن آل عصفور (١٣٥٤ - ١٣٣١ه = ١٩٣٥ - ٢٠١١م) من علماء الشيعة.



من قرية المعامير بالبحرين. حصل على إجازة من كلية الفقه بالنجف، وماجستير ودكتوراه من كلية الإلهيات بطهران. نشط في الوعظ، وبنى مراكز ومشاريع شيعية في الهند، وحقَّق وصنَّف، وترجم إلى الإنجليزية. توفي يوم الأربعاء الأول من جمادى الآخرة، ؤ أيار (مايو).

تآليفه: شبهات حول التشيّع (رسالته في الدكتوراه، وهي ردِّ على «شبهات» أهل السنة للشيعة)، عقيدتي، تحديق قصير في أسباب سوء المصير، الحقوق الإسلامية والعقوبات الجنائية، فقهاء البحرين وتراجم علماء آل عصفور، تعاليم الإسلام. ومؤلفات أخرى ذكرت في (تكملة معجم المؤلفين)(٢).

(١) معجم البلدان والقبائل اليمنية ٢/ ١٣٧٧، ووفاته في

معجم البابطين (١٩٧٩م).

(۲) صحيفة الوسط ع ٣١٦٣ (٣٢/٦/٢)٩)، موقع ديوان آل عصفور (إثر وفاته).

علي محمد مطاوع (۰۰۰ - قبل ۱٤۲۰ه؛ = ۰۰۰ - قبل ۲۰۰۰م) باحث علمي إسلامي.



من مصر. عميد كلية الطبّ في جامعة الأزهر. قال فيه شيخ الأزهر عبدالحليم محمود رحمه الله: «والمؤلف قد خبر غير المحسوس من المادة، ودرس غير المرئي من الأشعة، ولمس أثر غير المحسوس في الظواهر الطبيعية، ثم قرأ الدين، ثم تعبّد، ثم خلا وتدبّر، ثم صفا ورقّ، ثم اقترب، فبدت له نظرات تربط بين روحانيات هذا الكون وبين مادته...». قاله في مقدمة كتاب المترجم له: الكعبة والعلم الحديث مع تاريخ الكعبة ومناسك الحج والعمرة. وله أيضًا: مدخل إلى الطبّ الإسلامي.

#### علي بن محمد المطلق (۱۳۳۲ – ۱٤٠٣هـ = ۱۹۱۳ – ۱۹۸۳م)

عالم كريم، ومحسن كبير.

ولد في بريدة بالسعودية، وقرأ على علمائها من آل سليم وغيرهم، ثم سافر إلى مكة، فحالس العلماء وطلبة العلم، ثم عاد إلى بريدة.. ونزح إلى الرياض، فلازم العلماء وطلبة العلم هناك، وقرأ على الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ، والشيخ عبداللطيف بن إبراهيم آل الشيخ.. وغيرهما. وكان منزله كالمدرسة ليلًا ونمارًا، فلا يجلس بخلسًا إلا ويكون فيه قراءة وتعليق أو

بحث ومذاكرة، وموئلًا لطلبة العلم والغرباء والضعفة والمساكين، لا يستأثر بشيء من لذيذ الطعام دوضم، ولما وسَّع الله عليه ورزقه صار في بيته أمكنة للغرباء والفقراء والمساكين والمعوزين، وكان يقرهم ويتواضع لمم ويعطيهم، ويبقى بعضهم عنده الأيام الطويلة، بل الأشهر، وربما بقي عنده بعضهم السنة والسنتين، وقد يخصِّص لبعضهم مرتبات شهرية، واستمرَّ على ذلك حتى توفي رحمه الله.

ومائدته تقدَّم ثلاث مرات في اليوم والليلة في حضوره وغيابه، وإذا سافر من بلد إلى بلد كالمدينة ومكة والشام ومصر يصحب معه بعض هؤلاء الفقراء. وكان كلُّ من وكان رحمه الله صبورًا محتسبًا، إذا دخل عليه إنسان قد آذاه بشيء رحَّب به كأن لم يكن منه عليه شيء. وقد بني مساجد قبل إنها تزيد على الثلاثين مسجدًا، وشارك في بناء عشرات أخرى، وكانت له مجالات كثيرة في عشرات أخرى، وكانت له مجالات كثيرة في المسجون بكفالته، أو سدَّد عنهم ديوضم.

وقد أوصى رحمه الله لما يقرب من ثمانين رجلًا أو امرأة من أقربائه وأصلحائه ومشايخه وطلبة العلم، كما أوصى بمبالغ طائلة لأعمال البرّ وبناء المساجد، فقد أوصى ببناء وترميم مائة مسجد في القرى والضواحي، وأوصى بمائة حجة له ولوالديه، وعشرة آلاف مصحف، وعشرة آلاف من (ثلاثة الأصول)(٣).

#### علي محمد المغربي (۱۰۰۰ – ۱۶۱۵ = ۲۰۰۰ – ۱۹۹۵م) (تكملة معجم المؤلفين)

(٣) علماء آل سليم وتلامذتهم وعلماء القصيم ٢/ ٤٠٨.

#### علي محمد المك (١٣٥٦ – ١٤١٣ه = ١٩٣٧ – ١٩٩٢م) أديب ناقد.



وُلد في مدينة أم درمان، وبعد تخرجه في جامعة الخرطوم ابتعث إلى جامعة النديانا بالولايات المتحدة الأمريكية لنيل درجة الماجستير، فنهل من الآداب الأمريكية بشكل عام، وآداب الهنود الحمر والزنوج بشكل خاص، حتى إنه ترجم بعض أشعارهم. كما طالع في التراث العربي، وفي الموسيقى. عمل أستاذًا بجامعة الخرطوم، الترجمة والتعريب بالجامعة، فعميدًا لشعبة الترجمة والتعريب بالجامعة، كما عمل رئيسًا لاتحاد الكتاب السودانيين. مات رئيسًا لاتحاد الكتاب السودانيين. مات في نيومكسيكو، حيث كان يقضي عطلة هناك.

وكُتب فيه: الأديب البروفيسور علي المك/ عبدالقادر الرفاعي.

من عناوين كتبه: مدينة من تراب (شعر)، الصعود إلى أسفل المدينة، حمى الدريس وقصص أخرى، البرجوازية الصغيرة (بمشاركة صلاح أحمد إبراهيم)، في القرية، القمر جالس على فناء داره، وهل أبصر أعمى المعرّة، ديوان الشاعر عبدالله البنا (دراسة)، الأرض الآئمة ديوان خليل فرح (دراسة)، الأرض الآئمة (ترجمة مع صلاح أحمد إبراهيم)، ديوان الشاعر خليل فرح (تحقيق)، مختارات من الأدب السوداني، الفنان عبدالعزيز أبو داود(۱).

 (۱) أعلام الأدب العربي المعاصر ٢/ ١٢٤١، تراجم شعراء وأدباء وكتاب من السودان ص٣٠٠، معجم المؤلفين

# علي بن محمد المنتصر الكتاني (١٣٦٠ - ١٩٤١ - ٢٠٠١م) عالم نابغة.



ولد بفاس، انتقل مع والده إلى دمشق حيث كان يدرِّس في جامعتها آنذاك، وأكمل دراسته هناك، وفي لوزان، وحصل على الدكتوراه في الطاقة من أمريكا، ودرَّس في عدة جامعات أمريكية وعربية، منها في السعودية. وقد تميَّز بأبحاثه الغزيرة، وأسهم في مشروع «دوحة سلوى» الخاصّ بالطاقة الكهربائية لدول الخليج العربي. وكان عضوا ورئيسًا لعدة منظمات علمية عالمية متخصِّصة في مختلف فروع الطاقات المتجددة، وكان المدير العام للمؤسّسة الإسلامية للعلوم والتكنولوجيا والتنمية، وأسهم في إنشاء المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم (الايسيسكو)، والأكاديمية الإسلامية للعلوم بعمَّان، التي تضمُّ كبار علماء المسلمين في العلوم والتقنية، وكان أمينها العام ونائب رئيسها، وقام بحرد عام للمسلمين بأوروبا بطلب من رابطة العالم الإسلامي، وهو أول من أسهم في إحياء الإسلام بإسبانيا، وقد ابتدأ نشاطه الإسلامي بما منذ عام ١٣٩٣ه، مشاركًا بحركة عودة الإسلام إلى الأندلس، وكان عميد جامعة ابن رشد في إسبانيا، واسع الثقافة، أتقن عدة لغات، ألَّف وحاضر، كثير المطالعة، قويَّ الهمَّة، شديد الغيرة على الإسلام وقضاياه، ومات بقرطبة في

السودانيين ۲/۲۳٪، الفيصل ع ۱۹۲ (جمادی الآخرة ۱۲۱۳هـ) ص۱۳۹۰.

ظروف غامضة وهو يستعدُّ للرجوع إلى المغرب، سَحر ليلة الثلاثاء ١٥ محرم، ١٠ أبريل، وكان قد تلقى تحديدات مفادها أن إسبانيا بلد النصرانية لا بلد الإسلام. له أكثر من ٢٠٠٠ كتاب بين تأليف وتحقيق، منها: الأقليات الإسلامية في العالم اليوم، الصحوة الإسلامية في الاندلس اليوم: جذورها ومسارها، المسلمون في أوربا وأمريكا، المسلمون في المعسكر الشيوعي(٢).

#### علي بن محمد منير (۰۰۰ - ۱٤۱۰هـ = ۰۰۰ - ۱۹۹۰م)

شيخ مشايخ الطرق الصوفية بالسودان. ولد في عراديب نور الدائم بالنيل الأبيض في السودان، حرج في السياحة منقطعًا إلى الله تعالى بعد أن أتمَّ المرحلة الابتدائية، ثم التحق بالمعهد الديني بأم درمان، وخلَّف والده في مشيخة الطريقة التسعينية عام ١٣٧٧ه، وعمل على نشرها داخل وخارج السودان، فأرشد وربَّى، وكان من شيوخ الطرق الصوفية السبع عشرة الذين أسَّسوا الجلس الصوفي، وعمل على توحيد كلمة الصوفية وقاد وفدهم الموجّد إلى مصر، وعيِّن عضوًا بالجلس المركزي إبان حكم إبراهيم عبود، وانتخب أمينًا عامًا لاتحاد الطرق الصوفية بالسودان في اجتماع ضمَّ الصوفية وهيئة علماء السودان، وكان عضوا بالجمعية العمومية لجمعية الدعوة الإسلامية العالمية بليبيا، وشهد كثيرًا من المؤتمرات، وقام بإنشاء مركز إسلامي بقلعة التسعين الإسلامي، ومات في جدة يوم ۲۹ رمضان، ۲۶ أبريل.

ألف كتابًا في طريقة التسعينية بيَّن فيه تاريخها وأذكارها وأورادها، وله أيضًا:

 (۲) ترجمته من كتابه: الصحوة الإسلامية مع زيادات من الشبكة العالمية، الشرق الأوسط ۲/۰۰۱/٤/۱۲م، معلمة المغرب ۲/ ۲/۰۸۵.

الطريقة التسعينية في الصلاة(١).

#### علي محمد مهدي (١٣٥٦ - ١٤٢١ه = ١٩٣٨ - ٢٠٠٠م) عالم آثار.

من كربلاء. نال شهادة الماجستير من قسم الآثار بكلية الآداب في جامعة بغداد، وشغل على مدى ٢٥ عامًا منصب نائب رئيس تحرير مجلة «سومر»، ثم رأس تحريرها، ونشر مجموعة من البحوث والدراسات في مجال تخصتُصه، كما ألَّف عددًا من الكتب، ومثَّل بلاده في المحافل الدولية في الندوات وكان قبل وفاته في طريقه إلى دولة الإمارات العربية المتحدة متعاقدًا للتدريس في جامعة العين. مات في دمشق وهو يبحث عن ناشر ليطبع له كتبه الثمانية التي جلها

ومما طبع له: الأزياء الآشورية (إعداد بالاشتراك مع طارق مظلوم)، بابل (إعداد)، دور المعبد في المجتمع العراقي من دور العبيد حتى نهاية دور الوركاء (ماجستير)، مدينة سامراء، نينوى(٢).



علي محمد نجم (۱۰۰۰ – ۱٤۲۸ه = ۰۰۰ – ۲۰۰۷م) (تكملة معجم المؤلفين)

(١) موقع الطريقة التسعينية (١٤٣١هـ).

 (۲) الفيصل ع ۲۸۷ (جمادی الأولی ۲۲۱ هـ) ص۱۳۳۰، معجم المؤلفين والكتاب العراقيين ٥/ ٤٣٧.

علي بن محمد النمازي الشاهرودي (۱۳۳۳ – ۱۹۱۰ – ۱۹۸۰ م)

من علماء الشيعة.



من مدينة شاهرود بإيران. تتلمذ على والده، ثم على علماء في مشهد، ثم النجف، عاد قائمًا بوظائفه. وكان متفوقًا في المسائل الرياضية، عارفًا بالتاريخ وفنون الخط، مطلعًا على آراء الفرق الإسلامية. قرأ بحار الأنوار (١١٠ مج) ثلاث مرات، وعمل مستدركًا على سفينة البحار، الذي هو فهرس بل معجم موضوعي له. مات في ٢ من شهر ذي الحجة.

ومصنفاته المطبوعة هي: مستدرك سفينة البحار (١٠ مج)، مستدركات علم رجال الحديث (٨ مج)، الاحتجاج بالتاج على أصحاب اللجاج (الهادي) [استخرجه من كتاب التاج الجامع للأصول ما يحتجُ به للتشيع!]، الأعلام الهادية في اعتبار الكتب الأربعة، مناسك الحج، أصول الدين، نور

علي بن محمد النيفر (١٣١٨ - ١٤٠٥ه = ١٩٠١ - ١٩٨٥م) عالم أديب.

دورة كاملة في المعارف الإلهية، حواش على

بعض الكتب<sup>(٣)</sup>.



من تونس العاصمة. بدأ دراسته في الكتّاب المسجد الرصّاع، وتوفي والده وعمره ١٢ عامًا. انخرط في سلك تلاميذ الزيتونة، وقرأ على مشايخ كبار، منهم محمد الصادق النيفر، ومحمد بن يوسف شيخ الإسلام الحنفي، ومحمد الطاهر بن عاشور. وحصّل إحازات عديدة من العلماء. تصدّر للتدريس، وتقلّد وظائف كثيرة، فكان إمامًا وخطيبًا بجامع يحيى السليماني، وأسندت إليه نيابة شيخ الزيتونة، وتولّى التدريس بجامع يوسف صاحب الطابع بالعاصمة، كما تولّى رواية الحديث بالمدرسة المرجانية، وكُلّف المشيخة الجامع الأعظم سنة

على النمازي (خطه)

علي التهاري ر

ومما هو مخطوط: مستطرفات المعالي، روضات النظرات، مجموعة نفيسة في الطبّ، معرفة الأشياء (الطبّ النباتي)،

الأنوار.

۱۳۷۰ه. انتُخب عضوًا بمجلس العام بالوزارة، وعضوًا في لجنة وضع مجلة الأحكام الشرعية بوزارة العدلية.

وكان توليه مشيخة الزيتونة في ظرف عصيب أثناء الاحتلال الفرنسي، لكنه

 (٣) من مقدمة كتاب مستدرك سفينة البحار. وصورته من موقع مركز البيت العالمي للمعلومات، وخطه من موقع سيد هاشم الهاشمى.

استطاع أن يحافظ على استقراره، وتحقَّق على يديه إصلاح ونحضة، ثم إنه أقصي منها فقلص التعليم الزيتوني بعد أن بلغ عدد طلبته في سنة ١٣٧٤هـ (١١٧١٧) فأصبح عدده أقلَّ من ٢٠٠٠. وكان مغرمًا بالأدب، وانصرف إلى الشعر وشغف به، ونشر دواوينه الشعرية في ٥ أجزاء، قسمه حسب سني الحياة من الصبا إلى الكهولة. ومات في ٢٩ ذي الحجة، الموافق ١٤ سبتمبر (أيلول).



علي النيفر تولى مشيخة الزيتونة أيام الاحتلال

له مقالات وبحوث في مجلات متعددة. وهذه قائمة بمؤلفاته: الأشعار المنتقاة من دواوين الحياة (٢ ج)، إكمال عنوان الأريب عما نشأ بالبلاد التونسية من عالم الأريب عما نشأ بالبلاد التونسية من عالم والده)، الإملاءات التاريخية (٢ ق، ق١: التاريخ الإسلامي العام، ق٢: تاريخ تونس إلى نهاية دولة المراديين)، التلخيص الصريح لل عدا الأبواب الأولى من التنقيح (والتنقيح للقرافي)، الدرة السنية في الخطبة الجمعية (٣ ج)، الرواية في نظم الشعر ونظمه بديهة أو ارتجالًا، مع الطبيعة (أناشيد للأطفال)، الفوائد التاريخية، مجتمع الأوابد المخاطب الإسلامية والعربية.

دواوين شعره: ٥ ج (ج ١: ديوان الصبا؛ ج ٢: ديوان الفتوة؛ ج ٣: ديوان الشباب؛ ج ٤: ديوان الكهولة؛ ج ٥: ديوان الشيخوخة) (١).

علي بن محمد بن هادية (١٣٣٥ – ١٣٩٧ه = ١٩١٦ – ١٩٧٧م) شاعر معلّم، كاتب أديب.



ولد بالقيروان، التحق بمدرسة ترشيح المعلمين بتونس العاصمة، ومنها تخرَّج معلمًا، فباشر مهنته في جهات من الجمهورية، وترأس تحرير مجلة «المدرسة الحديثة». وانتقل إلى تونس العاصمة إلى أن توفي في ٦ رجب، ٢٢ حزيران (يونيو).

كتبه: وحي الخريف: بحموعة شعرية (وفيها ملحمة المأساة المتجددة)، من وحي القرآن الكريم (بالإشتراك)، تونس الخالدة، القاموس الجديد للطلاب: معجم عربي مدرسي ألف بائي (بالاشتراك مع بلحسن البليش والجيلاني بن الحاج يحيى)، قصص للأطفال، ملحمة المنصفية (تتضمن مئة رباعية، أعلن عنها في غلاف ديوانه،

#### علي بن محمد الهندي (۱۳۳۰ – ۱۹۱۹ه = ۱۹۱۱ – ۱۹۹۸م)

تربوي إسلامي فاضل.

من حائل بالسعودية. أخذ العلم عن شيوخه في مكة المكرمة وغيرها، وأجازه بعضهم. انتدب إلى تحضير البعثات، ثم التدريس بكلية الشريعة في مكة المكرمة، والحرم، ثم عيِّن مساعدًا للمفتش العام بوزارة المعارف مع قيامه بالتدريس كما مرّ.

الموسوعة التونسية ٨٠٨/٢. والصورة من معجم البابطين. (٢) تراجم المؤلفين التونسيين ٥/ ٩٠، مشاهير التونسيين ص٣٩٣، معجم البابطين لشعراء العربية.

توفي يوم الخميس ٢٢ ربيع الأول. له كتابات في الدوريات، و(١٥) مؤلفًا بين مخطوط ومطبوع.

ومما طبع له: مقدمة في بيان أصول الحديث دراية ورواية، زهر الخمائل في تراجم علماء حائل، العدة: حاشية الصنعاني على إحكام الأحكام لابن دقيق العيد (تحقيق)، ضوء المصباح في أوراد المساء والصباح، زاد المستقنع/ موسى الحجاوي (تحقيق بالاشتراك مع عبدالكريم الخراشي)، المذكرات الحلية في التعريفات اللغوية والاصطلاحية، مقدمة في المصطلحات الفقهية على المذهب الحنبلي (").



علي بن محمد الوليعي (١٣٥٥ - ١٤١٧هـ = ١٩٣٦ - ١٩٩٧م) (تكملة معجم المؤلفين)

علي بن محمد بن يحيى (١٣٢٥ - ١٤١٠ه = ١٩٠٧ - ١٩٨٩م؟)

من سكان مدينة غيل باوزير بحضرموت. أحذ عن جلً علماء الأزهر بمصر، وحصل على شهادة (البراءة الملكية)، وعاصر

(٣) معجم مصنفات الحنابلة ٧/ ٣٥٨، موسوعة أسبار ٢/ ٨٥٧، معجم الكتاب والمؤلفين في السعودية ص١٤٨، معجم المطبوعات العربية السعودية ٢/ ١٥١، معجم المؤرخين السعوديين ص٢١٤، نثر القلم ص١٣٩، المبتدأ والخبر ٤/ ٤٤٤.

<sup>(</sup>۱) وترجمته من مقدمة كتاب والده وتكملته له: عنوان الأربب، الصادر عام ٤١٦ ١ه، مشاهير التونسيين ص٩٣٣،

الإمام حسن البنا وآخرين، وكتب في بعض المجلات الإسلامية هناك، عاد إلى بلده ليؤسِّس معهدًا في غيل باوزير، ونشر التعاليم الإسلامية باليمن، إلى أن وافاه الأجل بالمكلاّ.

وله كتب، منها: الفجر الصادق في أن حديث «أنا مدينة العلم وعليّ بابحا» صحيح صادق، وجوب التحوُّل إلى حسن الظنّ بالمتوسّل، هداية المتخبّطين (نقد لرسالة الألباني في التوسُّل، طبع في سنغافورة عام ٥٠٤ هـ)، تحقيق البدعة، وهو آخر مؤلفاته (۱).

## علي محمود إسلام الفار (٠٠٠ - ١٤٢٤هـ = ٠٠٠ - ٢٠٠٤م)

باحث اجتماعي.

من مصر. حائز على شهادة الدكتوراه من قسم الدراسات الفلسفية والاجتماعية بكلية الآداب في جامعة الإسكندرية عام ١٣٨٤هـ، ثم كان رئيس قسم الاجتماع في كلية البنات بجامعة عين شمس. مات في شهر ذي الحجة، شباط (فبراير).

من مؤلفاته المطبوعة: الأنثروبولوجيا الاجتماعية: الدراسات الحقلية في المجتمعات البدائية والقروية والحضرية، علم الاجتماع (إنجليزي الصناعي، معجم علم الاجتماع (إنجليزي حري)، دراسات في المجتمع المصري، دراسة اجتماعية لمدينة الإسكندرية طبقًا لمنهج وورتر (دكتوراه).



(١) موسوعة الألقاب اليمنية ٧/ ٥٥٨.

علي محمود بن الخوجة (۱۳۱۰ - ۱۶۰۲ه = ۱۸۹۲ - ۱۹۸۹م) عالم مشارك، فقيه حنفي.



ولد بتونس، درس في جامع الزيتونة، وأخذ العلم فيه عن جماعة من المشايخ، كالصادق بن ضيف، ومحمد الصادق النيفر، ومحمد الطاهر بن عاشور، والخضر حسين وغيرهم. اختير للخطابة بجامع يوسف صاحب الطابع بعد وفاة والده في سنة ١٣٢٩هـ، فكان الإمام والخطيب بالجامع المذكور، وفي العشرين من رمضان يلقى درس الختم، وواظب على ذلك. انتصب للإشهاد بوصفه من الموظفين بالديوان. وكان من رجال الجلس الشرعى يعتمدون تحقيقاته، لتحريِّه واطلاعه الواسع وعلمه الكبير بالتوثيق. ترأس الوفد الرسمي للحجِّ عدة مرات. ثم أصبح مدرِّسًا من الطبقة الأولى، فانقطع عن الإشهاد. وفي أوائل عام ۱۳۲۳هـ سمی مفتیًا حنفیًا، فباشر هذه الخطة حتى توحيد القضاء وحذف المحكمة الشرعية إثر الاستقلال. ومن نشاطاته الاجتماعية مشاركته في اللجنة التي أسَّست الحيَّ الزيتوني. وكان عضوًا في الحمعية الخيرية الإسلامية، وأستاذًا بالمدرسة القرآنية وعضوًا في جمعية الشبان المسلمين، ومن مؤسّسي مجامع حفظ القرآن الكريم مع صديقه الشيخ عبدالعزيز الباوندي. وأسَّس مكتبة في رحاب جامع صاحب

الطابع، وأخرى بجامع محمد باي المرادي، وجامع سيدي محرز. توفي يوم الجمعة ٨ جمادى الآخرة.

آثاره العلمية: كنّاش في الفقه جامع، في أربعة أجزاء من القالب الكبير، وهو كتاب فقه قضائي من الدرجة الأولى، إذ به مجموعة أحكام مشروحة مفسّرة مبيّنة المصادر (٢).

علي محمود أبو ديب (١٣٥٣ - ١٩٠٣ هـ = ١٩٣٤ - ١٩٨٣م) (تكملة معجم المؤلفين)

علي محمود رسلان (۲۰۰۰ - ۲۶۱۹ = ۲۰۰۰ – ۲۰۰۸م) (تكملة معجم المؤلفين)

علي محمود زين العابدين (۱۳۰۹ – ۱۳۹۸ه = ۱۸۹۲ – ۱۹۷۷م) صيدلاني، من أعلام دمشق.

أبوه وجدُّه من علماء الدين. دمشقي المولد والمنشأ والوفاة، شيباني، أصله من الموصل. درس في المعهد الطبي بدمشق. وظهر نبوغه في أبحاثه ومكتشفاته الطبية الصيدلانية، منها: قطرة ساديم للعين، وبرشام ديامين، وكريم ملك للوجه، وشراب بارسيم للصحة (٣).

علي محمود فهمي (۰۰۰ – ۱۴۳۱ه = ۲۰۱۰ – ۲۰۱۰م) (تکملة معجم المؤلفين)

**علي محمود محمد حلمي** (۱۳۲۱ - ۱۶۲۱ه = ۱۹۶۲ - ۲۰۱۰م) طبيب جرّاح.

<sup>(</sup>٣) أعلام دمشق في القرن الرابع عشر الهجري ص٢١٠.



ولد في القاهرة. حصل على إجازة في الطبِّ من جامعة عين شمس، ودبلوم في الجراحة العامة، والتحق طبيبًا بهيئة قناة السويس، وبمستشفيات أخرى، ثم حصل على الدكتوراه في جراحة المسالك البولية، وعمل بمستشفى خالد إدريس بجدة، وفتح عيادة خاصة، وتردد على أمريكا متابعًا دراسته وخبرته في الضعف الجنسي، وافتتح في السعودية - التي صار من مواطنيها - ولأول مرة (عام ١٤٠٠هـ) الجراحات الخاصة بالضعف الجنسى وزرع الأجهزة التعويضية، وأدخل فيها جراحات التجميل الخاصة بتشوهات الأعضاء التناسلية. ألقى محاضرات تعليمية في مستشفيات جدة، وأصبح عضوًا في جمعية المسالك البولية الأمريكية. واخترع جهازًا لتلافي الحقن المتكرر وطوّره، وسجّل في مكتب براءات الاختراع. كما اخترع جهازًا آخر تعويضيًا يزرع في العضو الذكري للرجال عديمي القدرة على الانتصاب، وسجّل كذلك في براءات الاختراع، وله غير ذلك من الاختراعات التي جعلت اسمه بين المبدعين في أكبر مكتب لتسجيل براءات الاختراع بأمريكا. توفي يوم الأحد ١٩ جمادى الأولى، ٢ أيار (مايو).

له كتب متعددة المناحي، وصدر له الجزء الأول من كتاب: اعترافات جراح: جني الخبرة، والجزءان الآخران (تحت الطبع)(١).

علي بن مديش بجوي (١٣٥٩ - ١٣٥١ه = ١٩٣١ - ٢٠١٠م) (تكملة معجم المؤلفين)

علي بن مرتضى الأمين (١٣٥٢ - ١٤٢٠هـ = ١٩٣٣ - ١٩٩٩م) (تكملة معجم المؤلفين)

**علي مرح حنفري** (نحو ۱۳۳۹ – ۱۶۳۲ه = نحو ۱۹۲۱ – ۲۰۱۱م) سلطان أوسا.



زعيم ديني لدى قبائل العفر المنتشرة في حيبوتي وإرتربا وإثيوبيا، وقد تمكن من المحافظة على الاستقلال الداخلي لسلطنته لحنكته السياسية وبراعته في إدارة الأمور، ولم يتمكن الإمبراطور هيلاسي لاسي من ابتلاعها مثل باقى السلطنات الأخرى. وكان متعاطفًا مع الشعب الإرتري واستقلال إرتريا، ويؤوي المطارّدين الوطنيين منهم، ويعيِّن المقتدرين منهم مستشارين له في تسيير أعمال السلطنة. وكان يخرج في جولة سنوية إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة والقدس، ثم يتوجه إلى مصر لزيارة الأزهر، ويتصل بمختلف الدوائر، ويبحث عن المنح الدراسية لتعليم أبناء سلطنته وغيرهم، وعندما كان الإمبراطور هيلاسي لاسي يتهمه بالتعاطف مع ثوار إريتريا كان يقنعه بأنه لو لم يؤوهم لحملوا السلاح وحاربوه! وكان حافظًا لكتاب الله. ويبدو أنه لجأ إلى السعودية بعد انقلاب منجستو عام ١٣٩٤هـ (١٩٧٤م) وتوفي بأديس أبابا،

ودُفن في (أبسيتا) مقرِّ سلطنته. وكانت وفاته يوم الأحد ٢١ جمادى الأولى، ٢٤ نيسان (أبريل)<sup>(١٢)</sup>.

**علي مزاحم عباس** (۱۳۵۹ - ۱۳۳۲ه = ۱۹٤۰ - ۲۰۱۱م) کاتب وناقد مسرحي.



ولد في مدينة الخالص بمحافظة ديالى العراقية. نال إجازة في اللغة العربية، ودرس العلوم الدينية، كما تخرَّج في معهد الفنون الجميلة. رئيس قسم الإعلام في المؤسّسة العامة للسينما والمسرح، عضو في اتحاد الأدباء ونقابة الفنانين، شارك في مؤتمرات ثقافية. اختارته اللجنة الدائمة في مؤتمرات ثقافية. اختارته اللجنة الدائمة والعلوم محكمًا لجائزة المسرح العربي بالمنظمة العربية للتربية والعلوم محكمًا لجائزة المسرح العربي المنظمة العربية للتربية المتحصصة للتأليف. توفي الخميس وربيع المخصصة للتأليف. توفي الخميس وربيع الآخر، ١٠ آذار.

له من الكتب: أزمة النصّ المسرحي العراقي: محاولة للإجابة على ثلاثة أسئلة، أرقام ودلالات، سلامًا أيها المسرحيون: مقالات نظرية في المسرح العراقي، القنديل الصغير: مسرحية للأطفال، المسرحيات الأجنبية على المسرح العراقي ١٩٦٨-١٩٧٦م، فلنفتح الستارة، فنُّ التمثيل الصامت، عيد سعيد (مسرحية للأطفال)".

(۲) موقع الصومال اليوم ٥ مايو ٢٠١١م، إريتزيا تايمز ٢٨ نيسان ٢٠١١م.

(٣) موسوعة أعلام العراق ١٤٦/١، معجم المؤلفين والكتاب العراقيين ٤٣٩/٥، حريدة الرافدين ٢٩ يونيو

على بن مسلَّم = على بن حسين بن مسلَّم

على المشكيني = على أكبر فيض المشكيني

على مشهور (7071 - 113 Ta? = 777 1 - 47 19) عالم رياضيات.

من مصر. حصل على دكتوراه الفلسفة في الرياضيات من إنجلترا، أستاذ الرياضيات في كلية العلوم بجامعة أسيوط، وعميدها، وفي جامعات مصرية أخرى.

له أكثر من (٨٠) بحثًا منشورًا في المحلات المحلية والدولية(١).

علي مصباح (۱۳۷۸ – ۱۲۲۱ه = ۱۹۰۸ – ۲۰۰۰م) فنّان، كاتب مسرحى، ممثل سينمائي.



ولد بمساكن في تونس. تخرَّج في المعهد العالى للفنِّ المسرحي، درَّس المسرح في المعاهد الثانوية، وشارك في أعمال مسرحية وسينمائية وتلفزيونية وإذاعية، تأليفًا وتمثيلًا وإخراجًا وتصميمًا وإدارة وكتابة سيناريو، كما مارس الرسم والتصوير الفوتوغرافي وشارك في المعارض. وتوفي يوم ١٥ رمضان، ۱۷ أكتوبر.

ومن الحوانب الكتابية له: ألَّف وأخرج مسرحية (دار الدعازق)، و(دار الفرحة)،

. ٢٠١٠م، وكالة أنباء الإعلام العراقي (وقد أعلنت وفاته في غير التاريخ المثبت، وهو الصحيح إنَّ شاء الله). (١) الموسوعة العربية الميسرة ٣/ ١٦٦٠.

وترجم واقتبس (الرصيف الغربي) عن برنار ماري كونتاس بعنوان (برج الملح)، ومسرحية (صيف كارمن). وله ديوان (تحت الطبع) بالفرنسية عنوانه:

Le Manifeste De Chaos.

وترجم (على مصباح) كتبًا وظهرت مطبوعة ولم أوردها خشية الالتباس(٢).

على المصري = على موسى المصري

أبو على مصطفى = مصطفى على الزبري

على مصطفى بدر الدين = على بدر الدين بن مصطفی

على مصطفى الدلاهمة (3571 - 0731 = 2391 - 3117) شاعر وكاتب روائي درامي.



ولد في صويلح بالأردن، عمل في حقل التعليم نحو أربعة عقود، اهتمَّ بالأدب، وكتب الدراما الإذاعية، والحوار التلفزيوني، والرواية، والشعر، والمقالة النقدية. وكتب عشرات المسلسلات الإذاعية. عضو رابطة الكتاب الأردنيين، عضو اتحاد الكتاب والأدباء العرب.

رواياته: الغابة، الوشاح الأحمر، موسم هجرة العقعق، عريشة الرمان، الحبُّ المرُّ. وله أيضًا: التدخين ذلك الانتحار، ديوان

(٢) موقع مرافئ ٢٠٠٨/١٠/١٦م، الموسوعة الحرة 11/11/11/17

# علي مصطفى صبري (۱۳۲۸ – ۱۳۹۹هـ = ۱۹۱۰ – ۱۹۷۹م)

وأعمال مخطوطة، بين رواية وقصة ودراما(٣).

شعر (خ)،

ومسلسل تلفزيوني: السقاية.

تربوي أديب. ولد في قلقيلية بفلسطين. والده العلَّامة المعروف. تخرج في دار العلوم، وحصَّل شهادة الأزهر العالية. درَّس في كلية النجاح الوطنية بنابلس. تدرَّج في مناصب التعليم بالأردن حتى عمل مديرًا للتعليم في إربد، وعضوًا في قسم المناهج بالوزارة حتى عام ١٣٨٧ه. درَّس في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة بين ٨٨ - ١٣٨٩هـ. أسَّس معهد المعلمين للآداب في عمَّان وعمل مديرًا له، درَّس في الكلية العربية بعمَّان. توفي يوم العاشر من رجب، الخامس من

ومن مؤلفاته: من سير المصلحين في مختلف العصور الإسلامية، الواضح في الأدب العربي(؛).

على بن مصطفى الطنطاوي (YTT1 - + 731a = P . P1 - PPP1a) عالم علَّامة، بديع الزمان ونور الإسلام. اسمه في الهوية محمد على.



(٣) جريدة الرأي (الأردن) ٢٠٠٥/٣/١٢م، وإضافات. (٤) وترجمته من الكتاب الأول، موقع قلقيلية بين الأمس واليوم (١٤٣٢هـ) واسمه في الأخير: على محمد صبري.



على الطنطاوي في أواخر عمره

ولد في دمشق. وأصل أسرته من طنطا، وصل حده إلى دمشق، ثم صاهر أسرة الخطيب، فصاحب المكتبة السلفية محبُّ الدين الخطيب خاله، ووالده من أهل العلم، وجده عالم كبير. تلقى العلم على علماء بلده الأعلام، ودرس الدراسة الإبتدائية والثانوية في دمشق، ثم عمل في التعليم الإبتدائي، ودخل كلية الحقوق وتخرج منها سنة ١٣٤٢هـ. كما درس في كلية دار العلوم بمصر، وكان زميلًا للأستاذ سيد قطب رحمه الله. له مواقف محمودة في مقاومة المحتل الفرنسي أيام طلبه العلم، ثم في المراحل التالية من عمره، وقد درَّس في العراق، ورجع إلى بلده، ولم يلبث أن انتقل إلى القضاء، فكان القاضي الشرعي في دوما، وما زال يتدرج في مناصب القضاء حتى وصل إلى أعلاها. وقد ذهب إلى مصر لدراسة أوضاع المحاكم هناك. حضر العديد من المؤتمرات في بلاد المسلمين، وكان له نشاط في خدمة قضية فلسطين، وقام بجولة في العالم الإسلامي مع العلامة أمحد الزهاوي، والشيخ محمد محمود الصواف. أصدر مجلة (البعث الإسلامي) عام ١٣٥٠هـ (١٩٣١م). وهي أول محلة أدبية إسلامية تصدر في سورية. وكتب في صحف مصر والشام، واحتل مكانة مرموقة فيها، وأصبح من كبار الكتّاب، وكانت له زوايا يومية في عدد منها. وقد بدأ الكتابة محررًا في مجلة «الزهراء»، وارتبط بمجلة (الرسالة) خاصة، التي ولاه صاحبها الزيات أمور تحريرها عندما مرض عام ١٣٦٧هـ، وخاض

المعركة إلى جانب الرافعي ضدَّ العقاد، وكان كاتبًا ساخرًا، ومصورًا بارعًا، وناقدًا بصيرًا، وأديبًا بليغًا، فيه بساطة محببة، وهو فيه فكه مؤثر. هاجر إلى السعودية عام ١٣٨٣هـ ودرَّس في كلية اللغة العربية، وفي كليتي الشريعة بالرياض ومكة المكرمة، ثم تفرغ للعمل في محال الإعلام، وكان له برنامج إذاعي يومي بعنوان (مسائل ومشكلات)، وبرنامج تليفزيوني أسبوعي بعنوان (نور وهداية)، وبرنامجه السنوي «على مائدة الإفطار» الذي كان يبثُّ في شهر رمضان، وامتدَّ نحو ربع قرن. ومن المحالات التي سبق إليها الكتابة في أدب الأطفال، والمشاركة في الكتب المدرسية، وتحقيق بعض كتب التراث وكتابة «الأدب المسرحي الحواري»، وله في هذا (مسرحية أبي جهل) التي نُشرت في محلة «الرسالة» قبل صدور كتاب (محمد) لتوفيق الحكيم، وله جولات في عالم القصة أيضًا، فهو من أوائل كتَّابِها. وهو من كبار العلماء المعاصرين، وأديب من أبرز أدباء العرب، خطيب مفوَّه مصقع، وكاتب بليغ ذو أسلوب عالٍ متين، يمتاز بالجزالة والقوة، ومحدِّث إذاعي فذّ، جمع بين الفكر السليم، والأسلوب القوي، والإلقاء الساحر، وقد دخل ميدان الإذاعة منذ أن عرف الناس في بلادنا هذه الأداة من أدوات الإعلام، في دمشق، ومحطة الشرق الأدني، ومكة، والرياض، وغيرها. ولما جاء التليفزيون أسهم فيه فكان محدثًا لا نظير له، وأجمع على الإعجاب به طبقات الناس المختلفة. وقد قام بدور كبير في التوجيه وبيان الحكم الشرعى بأسلوب مقبول جذّاب. والمعروف عنه الحرأة في قول الحق، والأمر بالمعروف، والنهى عن المنكر. وكان من صنّاع الصحوة الإسلامية رحمه الله. وقد أسهم في أعمال تربوية وتعليمية، منها إصلاح نظام التعليم الشرعى في سوريا، فقد كُلِّف بتخطيط

والثانوية، وكان له الفضل في اتحاه تربوي جيِّد، فأدخل مادة أعلام الإسلام، وهي تدريس التاريخ من خلال رجاله الذين يكونون وراء الحركات الكبرى في التاريخ. وترك أثرًا كبيرًا في الناس، فقد كان من أبرز الدعاة إلى الله على بصيرة، واستطاع أن يحل مشكلاتهم عن طريق هذه الكتابات والرسائل والأحاديث، وكان له دور طيِّب في صياغة قانون الأحوال الشخصية بسورية. وهو واضع مشروع هذا القانون، وهو أول قانون جامع في البلاد العربية يقوم على الشريعة الإسلامية. كما وضع قانون الإفتاء ومجلس الإفتاء الأعلى في سورية، وذلك لأول مرة. وانتخب عضوًا في الجمع العلمي العراقي ببغداد. مُنح جائزة الملك فيصل العالمية لخدمة الإسلام عام ١٤١٠ه.

ومما وُصف به: الدقة في المواعيد، إيثار العزلة، إلا في سنواته التسع الأخيرة، لا يحبُّ الإطراء، همُّه أمته وإسلامه، صراحة في الحق، بعيد عن الأضغان، متنوع الثقافة، يؤثر البعد عن الحكام،

وإذا نقد فبإخلاص وموضوعية.

ومن أولياته:

كانت أول خطبة له ضدَّ المحتلِّ الفرنسي وهو فتى ابن أربع عشرة سنة.

أول من ألقى خطبة في مسجد الجامعة بدمشق.

أول من تحدَّث مبشِّرًا بالإسلام في إذاعة محطة الشرق الأدبى التي كانت تبثُّ من

وكان في السنوات الأخيرة من عمره يحب الاجتماع بالناس، بعدماكان في أكثر عمره يؤثر الانفراد، ويحضر مجلسه كبار العلماء والأدباء، من الشيوخ والشباب، ويعيش هموم المسلمين وقضايا الأمة، يعيش آلامهم وآمالهم، وعسرهم ويسرهم.

وكانت أكبر أمنياته كما قال: «أسأل الله سبحانه كما سترني في شبابي أن يسترني في

مناهج التعليم الشرعى في مرحلتيه المتوسطة

شيخوختي، وكما أحسن إلى في دنياي أن يُحسن إليَّ في آخرتي، وأن يختم لي بالحسني، وأن يتوفّاني مسلمًا ويُلحقني بالصالحين، وأن يريني قبل موتى ظفر المسلمين وعودتهم إلى دينهم عودة كاملة صحيحة سالمة من کل عیب».

وشعر في أواخر عمره بثقل الأيام ووهن الشيخوخة، فكان يردد قول الشاعر: أترجو أن تكون وأنت شيخ كما قد كنت أيام الشباب

والحديث عن الشيخ الجليل طويل.. وقد كتبت عن لحظاته الأخيرة حفيدة له، وابنته أمان، في حلقات بمجلة (الجتمع) كتبت حفيدته «لمسات في التربية من جدي الشيخ على الطنطاوي» ثم نُشرت في كتاب، وقبل ذلك له مذكرات في ثمانية أجزاء، لعلها أروع ما كتب من مذكرات في عصرنا.

وقد توفي رحمه الله يوم الجمعة مساءً في الرابع من ربيع الأول، الموافق ١٨ حزيران بجدة، ودُفن بمكة المكرمة. رحمنا الله وإياه، وجزاه عنا خير الجزاء.

ومما رثي به قول أحمد محمد الصديق في قصيدة طويلة له:

شدا بفضلك أهلُ العلم والأدب

فاظفر بما شئت في الفردوس من رُتب إذا تحدثت ناجيت القلوب فما

في الحاضرين فؤاد غير منجذب وإن كتبت فحبّات منضّدة

من عسجيد رقرقت كالسلسل العذب أقمتها حججًا للديس دامغةً

بها يضيقُ ذوو البهتان والريب آت\_اكَ ربُّكَ فقهًا زانَـهُ أدبُّ

وحكمةً نلت منها غاية الأرب طلاوةُ الحرف تجري منك في نسق

مذاقه الشهد يشفى الروح من عطب كأنه من نسيم الشام تنفحه

من عطرها بردى ريانــة السحب

نشأت صُلبًا على التوحيد ملتزمًا كالسيف تكرهُ طيشَ اللغو واللعب ولا تحادن طغيانًا ولا بدعًا ولا يخيفك سَـوْطُ الظلـم والرهـب جــوار ربـك خيـرٌ في خواتمها نلتَ السعادة في العُقبي وفي العقب

"كنت وافت ع طع عده الف مى مرددا . بن لحال عم لم ابلغ رتبه العلى المعتب وكله الله دا المدوالنة قرالين تدم في فكورالزا. فنفيت الصلة الدول لا في لا تعنى المق المشرة لفكاد ثم - م المسطم والسطير ونست اللهات (in) and (l'ui)

ا كاله ال كرت الوال الله والرق . siebre

الل في عرائد الي عادان يه الحکمت Der

على الطنطاوي (خطه، ثم خطه وتوقيعه)

ومماكتب فيه رحمه الله:

الأديب السوري على الطنطاوي/ عبدالحميد شعبان.

بعض الآراء التربوية للشيخ على الطنطاوي/ إعداد عبدالله بن جبريل فلاتة (رسالة ماجستير - جامعة أم القرى، ١٤٢٠هـ). حوادث مثيرة من حياة الطنطاوي رحمه الله/ عبدالحميد بن عبدالرحمن السحيباني.

ذكريات الطنطاوي: دراسة فنية/ أحمد على آل مربع (رسالة ماجستير - جامعة أم القرى، ١٤١٩هـ).

على الطنطاوي أديب الفقهاء وفقيه الأدباء/ مجاهد مأمون ديرانية.

على الطنطاوي بعيون مختلفة/ إعداد ودراسة إبراهيم مضواح الألمعي.

الفكاهة في أدب الشيخ على الطنطاوي/ أحمد بن على آل مريع.

الأستاذ على الطنطاوي: حياته ومؤلفاته/ شير أفغن (رسالة دكتوراه، لعلها بالأردية). قراءة في فلسفة الحبّ عند الشيخ على الطنطاوي/ أحمد على آل مريع.

هكذا ربانا جدي على الطنطاوي/ عابدة مؤيد العظم.

جدي على الطنطاوي كما عرفته/ عابدة العظم.

على الطنطاوي: مساهمة في تطوير النثر العربي الحديث/ عبدالله فاروق (رسالة دكتوراه - جامعة عليكره، ١٤١٦هـ). فنُّ المقال عند الشيخ على الطنطاوي/ ياسر غريب (رسالة ماجستير).

تشبيهات الشيخ على الطنطاوي/ جمع وإعداد ناصر بن عبدالعزيز الهذيلي. على الطنطاوي وآراؤه في الأدب والنقد/ رائد السمهودي.

الاتجاه الديني في أدب على الطنطاوي/ وفا على وفا (رسالة ماجستير - جامعة الأزهر بالمنصورة، ٤٢٤ه).

جهود الشيخ على الطنطاوي رحمه الله في الدعوة/ تغريد بنت موفق الريس (رسالة ماجستير - جامعة الإمام بالرياض). على الطنطاوي: حياته وأدبه/ عبدالعظيم

حسن بدران (رسالة ماجستير - جامعة القاهرة).

القصة في أدب الشيخ على الطنطاوي: دراسة نقدية/ وائل بن يوسف العريني (رسالة ماجستير - جامعة الإمام، 17312).

الشيخ على الطنطاوي: حياته ودعوته إلى الله/ عبدالله هيال فرحان (رسالة ماجستير - جامعة العلوم والتكنولوجيا (اليمن)، F731a).

ومن مؤلفاته العديدة رحمه الله: أبو بكر الصديق، أخبار عمر وأخبار عبدالله بن

عمر (مع أخيه ناجي)، الإمام النووي، تعريف عام بدين الإسلام، الجامع الأموي، دمشق، ذکریات (۸ مج)، رجال من التاريخ، صيد الخاطر لابن الجوزي (تحقيق مع أخيه ناجي)، فتاوى على الطنطاوي، فصول إسلامية في سبيل الإصلاح، مع الناس، هتاف الجد. وكتب أخرى له أوردتها في (تكملة معجم المؤلفين)(١).



ذكريات الشيخ على الطنطاوي من أروع ما كتب في هذا العصر

#### علي مطر (\*\*\* - 7731 = \*\*\* - 7\*\* 79) طبيب نفسي.

(١) الموسوعة العربية العالمية ١٥/ ٦٣٢، جائزة الملك فيصل العالمية ص٧٨، زهر البساتين ٣/ ١٦٥، شخصيات وأفكار ص٧٧، وجوه مضيئة ص٣١١، موسوعة تاريخ الملك عبدالعزيز الدبلوماسي ص١٥٨، التذكرة ٢/ ١٦٧، عالمنا العربي ص٢٤٨، علماء ومفكرون عرفتهم ٣/ ١٨٩، في وداع الأعلام ص٢٥، من هو ص٤٦٣، موسوعة الأدباء والكتاب السعوديين ٣/ ٢٣، موسوعة أعلام سورية ٣/ ١٧٤، الموسوعة الموجزة ٥/ ٢٠٩، حصول التهابي ٢/ ٤٣٦، علماء في الذاكرة ص٢١٥، الأدب الإسلامي ع ۲۲ ص۱۰۷، وع ۲۶ (۱۶۲۰هـ) ص۹۱، وع ۳۶ -٣٥ (١٤٢٣هـ) (ملف عنه، وكشاف عما نشر عنه في ص١٦٦)، الأسرة ع ٧٤ (جمادي الأولى ١٤٢٠هـ)، التقوى ع ٨٤ ص١٦، الثقافة (سورية) (ذو الحجة ١٤٢٣هـ) ص٥٥، الجزيرة (٢/١٢/١٢هـ) (ملحق خاص به)، الخيرية ع ١١٣ (ربيع الآخر ١٤٢٠هـ) ص١٩، الداعي ع ٣ - ٥ (١٤٢٠هـ) ص١٢٠، الشقائق ع ٢٢ ص١١، البعث الإسلامي ع ٧ (١٤٢٠هـ)، صوت الأمة ع ٨ (١٤٢٠هـ) ص٥٨، العالم س ٢ ع ٢ (١٤٢٠هـ) ص٢٢٠ الفيصل ع ١٥٨ (شعبان ١٤١٠هـ) وع ٢٧٤ ص١٣٢، القافلة مج ٥٢ ع ٥ ص٣٦، المحتمع ع ١٣٥٦ ص ٤٠، وع ۱۳۵۷ ص٥٥، ٥٦، ٥٧، وع ١٣٥٨ ص٥٨، وع ١٣٦٠ ص٥٢، وع ١٣٦٢ ص٤٥، ١٥١ وع ١٦٥٠ ص٥٥، الجلة العربية ع ٢٦٧ ص٩٦، محلة كلية اللغة العربية بالمنصورة ع ١١ (١٩٩١م)، مساء ع ٨ (رحب ١٤٢٠هـ)، المستقبل الإسلامي ع ٩٧ (جمادي الأولى ١٤٢٠هـ)، المنهل ع ٥٦٠ ص٨، وع ٥٦١ ص٩٦، النور ع ١٩٦ ص٢٦، وع ٢٠٨ (١٤٢٣هـ) ص٧٤.

استشاري الطبِّ النفسي المعروف في البحرين، رئيس اتحاد الأطباء النفسيين العرب. مات في شهر تشرين الثاني.

### على مظفر بن عبدالقادر زهدي ( \* 771 - 7 + 31 a = 1191 - 7AP1 a)

أديب تربوي.



من حلب. نال الماجستير في الآداب من جامعة القاهرة. درَّس الأدب العربي في درعا وحلب والجزائر، كما عمل مدرِّسًا ومفتشًا ومديرًا للتربية في سورية والجزائر، ومفتشًا للغة العربية لدى جمعية المقاصد الخيرية بلبنان، ومصححًا للمقالات في دار الأنوار ببيروت. عاد إلى حلب وتفرَّغ للأدب. وهو عضو اتحاد الكتاب العرب. توفي يوم ١٥ جمادي الآخرة، ١٤ شباط (فبراير).

نشر أول قصة له في محلة «الحديث» الحلبية عام ۱۳۵۳ه (۱۹۳۵م).

وله من الكتب: ضمير الذئب (قصص)، رجع الصدى: قصص قصيرة، في انتظار المصير (قصص)، المفتاح (رواية)، العماد الأصفهاني: حياته وأدبه (وهي رسالة الماجستير، التي كتب موضوعها بإيعاز من طه حسين)، شهور الضياع، محاضرات عن القصة في سورية، ما اختلفت ألفاظه واتفقت معانيه (تحقيق)، وترجم عمر الخيام عن الفارسية ولكنها ضاعت منه(٢).

(٢) معجم الرواثيين العرب ٤٠٣، معجم المؤلفين السوريين ٢٥٤، أعضاء اتحاد الكتاب العرب ٣٦٥ (وورد اسمه في هذا المصدر «مظفر سلطان» كما هو على بعض كتبه)، مئة

على مظفر بن ممتاز الدفتري (۱۹۱۹ - ۱۹۰۱ = ۱۰۱۱ - ۱۹۱۹) (تكملة معجم المؤلفين)

علي مظفريان ( . . . - 7/3 / a = . . . - 7 P P / a) داعية مفكر.



كان من الشيعة، ثم انتقل داعية إلى مذهب أهل السنة والجماعة في بلدة «شيراز» بإيران، وذلك أيام دراسته بالجامعة، ثم حصل على الدكتوراه. وقد هدى الله على يديه خلقًا من الناس، والتفَّ حوله أهل السنة في بلده، وأصبح موجّهًا لهم وداعمًا، وثبت وصبر على المضايقات الشديدة التي تعرَّض لها بسبب جهره بالدعوة، عما حدا بالسلطات إلى اعتقاله ثم إعدامه، بعد إلصاق التهم به، ومنها الوهابية والجاسوسية وغيرها(٣).

علي مفيد الشوباشي (١٣٥٣ – ١٤٢١ه = ١٩٣٤ – ٢٠٠١م) كاتب صحفي.

أوائل من حلب ص١١٥٥، الضاد (آب ٢٠٠٦م) ص٣١، وتأريخه في المصدر الأخير (١٩١٣ - ١٩٨٦م)؟، معجم أدباء حلب ص١٤٠.

(٣) البيان ع ٥٧ (جمادي الأولى ١٤١٣هـ) ص٧٩٠.

من مصر. تخرَّج في كلية الحقوق بجامعة القاهرة، عمل بالمجاماة، وفي الصحافة، في قسم الترجمة بوكالة أنباء الشرق الأوسط. شمن بسبب ميوله اليسارية عام ١٣٧٩هـ مضى إلى باريس مطلع السبعينات الميلادية وعمل هناك في وكالة الأنباء الفرنسية مدة ربع قرن، وقام بتغطية أحداث عالمية عديدة، وشغل منصب مدير مكتب وكالة فرانس برس بأنقرة، وفي القسم الدبلوماسي وقسم إفريقيا — آسيا بالوكالة المذكورة. مات في ١٠٠ ذي الحجة، ١٥ آذار (مارس).

له عدة ترجمات لروايات ومسرحيات فرنسية، وآخر كتبه الصادرة: «مدرسة الثوار» يروي فيه الحياة الثقافية في معتقل الواحات مع سجناء «ثوار» وآخرين أمثال لويس عوض.

وله رواية: قبض الريح، ورواية: رابعة ثالث: صور شخصية.

ومن ترجماته: السينما بين الوهم والحقيقة/ بول وارن<sup>(۱)</sup>.

على المك = على محمد المك

على ملكي = على درويش ملكي

علي بن المنتصر الكتاني = علي بن محمد المنتصر الكتاني

علي منصور الحموي (١٣٣٢ - ١٣٦١ه = ١٩١٤ - ٢٠١٠م) عالم.

(۱) الأهرام ۲۰۰۵/۱۱۱ها ۱۵ و۲۰۰۵/۱۱۰ وصفحة تعریف به في موقع goodReads (استفید منه عام ۱۹۲۲هـ). وفیه أن والده اسمه (محمد مفید). وهو زوج الصحفیة فریدة الشوباشی.



من دمشق. طلب العلم على الشيخ حسن حبنكة خاصة، وانقطع لطلب العلم في جامع منجك عشر سنوات، بعد الثورة السورية، وواظب على نشر العلم والتوجيه والخطابة نحو ستين عامًا. توفي يوم الاثنين م شوال، ١٣ أيلول.

وله تآليف، منها كتاب عن تاريخ القابون (۲).

علي بن منصور المرهون (۱۳۳۶ - ۱۶۳۱هـ = ۱۹۱۵ - ۲۰۱۰م) فقيه وأديب شيعي.



ولد في أم الحمام التابعة للقطيف بالسعودية، نشأ على والده، وأخذ عن علماء شيعة آخرين في النجف، منهم باقر الشخص وأبو القاسم الخوئي، وولع بالخطابة فارتقى المنابر وخطب، ونظم الشعر، وقام بوظائفه، توفي يوم الأربعاء ٢٧ محرم.

وله كتب، منها: أربح التجارات في الأدعية والزيارات، أدعية شهر رمضان، أعمال الحرمين، قصص القرآن، قصص الأنبياء، تخميس قصيدة الحميري، شعراء القطيف (٢ ج)، لقمان الحكيم في الأخلاق، ديوان

 (۲) موقع أحباب الكلتاوية ۲۰۱۰/۹/۱٦م، ملتقى طلاب جامعة دمشق.

المرهونيات الحسينية، مغني القرَّاء (خ)، رسالة في التوقيت العالمي (خ)<sup>(۲)</sup>.

علي منير العلوي (١٣٥٤ - ١٤٣٠ هـ = ١٩٣٥ - ٢٠٠٩م) (تكملة معجم المؤلفين)

علي مهدي الشنواح (۱۰۰۰ – ۱۹۸۰ه = ۲۰۰۰ – ۱۹۸۰م) (تكملة معجم المؤلفين)

علي مهني (۱۳۲۸ – ۱۶۱۱ه = ۱۹۱۰ – ۱۹۹۱م) (تکملة معجم المؤلفين)

علي مهيب (١٣٥٤ - ١٤٣١ه = ١٩٣٥ - ٢٠١٠م) رائد فنّ الرسوم المتحركة في الوطن العربي.



ولد في مدينة السويس، تخرَّج في كلية الفنون المجميلة، درَّس الفنون في الإعدادية، ورسم البيئة المصرية الشعبية، وعيِّن معيدًا في قسم الحفر بالكلية التي تخرَّج منها، وقام مع أخيه حسام بتحريك رسوم في تجارب فيلمية، ونجحا في ذلك. أسَّس أول استوديو للرسوم المتحركة في الشرق الأدنى، وهو أول من أنشأ قسم الرسوم المتحركة بالتلفزيون المصري، وأعلن عن قيام وإنشاء مجلس احارة «الجمعية المصرية للرسوم المتحركة»، إدارة «الجمعية المصرية للرسوم المتحركة»، وهي أول جمعية من نوعها في الشرق، صاحب فيلم للأطفال عن حرب رمضان

 (٣) المنتخب من أعلام الفكر والأدب ص٣٤٦. ورسمه من منتديات نور الدنيا.

«وليد المصري»، وقد درّب «ستوديو مهيب» العديد من الكوادر في هذا الفنّ، وكان يستخدم الرسوم في محال الإعلان، وقدَّم أكثر من (١٨٠٠) عمل ما بين فيلم أو فيديو قصير، فوازير، مقدِّمات أفلام دعائية. وقد استقطبت جريدة الأهرام جهود الأخوين في مجال الإعلان فتوليا منصب مستشارين فنيين لوكالة الأهرام للإعلان. وتوفي في ١٧ شوال، ٢٦ أيلول (سبتمبر)(١).

#### **علي موسى علان** (1**٣٩٥ – ١٤٢٤ = ١٩٧٥ – ٢٠٠٣**م) قائد عسكري إسلامي.



ولادته في مخيم عايدة قرب مدينة بيت حالا بفلسطين. نشط في صفوف حركة حماس، واعتُقل أربع سنوات ونصف السنة في سجون العدوِّ بتهمة مقاومة الاحتلال، خرج لينخرط في صفوف كتائب عز الدين القستام، وكلِّف بتشكيل خلايا الكتائب في شمال وجنوب الضفة الغربية، وصار قائد كتائب عز الدين القسام بالضفة. وكان مطاردًا منذ انتفاضة الأقصى، وتعرَّض مطاردًا منذ انتفاضة الأقصى، وتعرَّض نفسه لاتهامه بعدة عمليات تفجير. نجح وزوجته وغيرهما من أهله رهينة حتى يسلم نفسه لاتهامه بعدة عمليات تفجير. نجح عكمة أن يُحاصر منزلًا كان يوجد فيه بقرية مراح رباح جنوب شرق بيت لحم، ورفض

(۱) بمحلة صباح الخير، مما كتبته كاميليا عتريس في ع
 ۲۸۰ (۲۸ سبتمبر ۲۰۱۰م)، موقع أكاديمية الفنون الجميلة بالقاهرة (۲۰۰۹/۸/۱م).

الاستسلام مرة أخرى، واشتبك مع جنود اليهود، وتمكن من قتل ضابط منهم وجرح آخر، واستشهد صباح يوم الثلاثاء (١٥) محرم، الموافق لـ(١٨) مارس (آذار)(٢).

#### علي موسى المصري (١٣٥٣ – ١٤١٧ه؟ = ١٩٣٤ – ١٩٩٧م) تربوي أديب.



من درعا بسورية. عمل في وزارة الزراعة. حاز إجازة في الأدب العربي من جامعة دمشق، ثم الماجستير من الجامعة اللبنانية. درَّس في ثانويات دمشق، وفي المعهد الشبيبي الفني.

له العديد من الكتب، منها: قبس من شهاب جبران، المسرح المردمي: دراسة اجتماعية لمسرحية غادة أفاميا للشاعر عدنان مردم بك، رحلة شوق مع نزار قباني، مأساة الحلاج (مسرحية ودراسة لمسرحية الأقنعة تحت الأضواء (دراسة لمسرحية على عقلة عرسان)، المتنبي، البحتري، عن أبي نواس، عن الجاحظ، ومضات في ديوان العواد، مع الأنغام المضيئة، أمراض ديوان العواد، مع الأنغام المضيئة، أمراض منها، أحدث طرق تربية الدواجن وأمراض منها، أحدث طرق تربية الدواجن وأمراض

#### علي ناجي = سيد ناجي

- (٢) الرياض ع ١٢٦٨٦ (١٢٦٤/١/١٦هـ)، موقع المركز الفلسطيني للإعلام (استفيد منه في جمادى الآخرة ١٤٣٢هـ).
- (٣) الموسوعة الموجزة ٥/ ٢١٧، موسوعة أعلام سورية ٤/ ٢٤٧. ووقفت على مؤلفات كثيرة لهذا الاسم لم أوردها خشية الالتباس.

### علي بن ناشب شراحيلي (۱۳۷۹ - ۱۶۲۱هـ = ۱۹۵۹ - ۲۰۱۱م)

عالم فرضي. ولادته في مركز الجنشل التابع لمحافظة الحرث في منطقة جازان بالسعودية، ثم سكن قرية الجعدية. نال دبلوم الدراسات الإدارية من معهد الإدارة العامة بالرياض، وتدرّب في ديوان الجدمة المدنية، وعمل في وزارة الصحة نحو عشرين عامًا، ثم كان مدير المتابعة بفرع وفاته، وقام بجولات تفتيشية. وقد حضر وفاته، وقام بجولات تفتيشية. وقد حضر دروس العلماء، وحصل على إجازات في قراءة القرآن الكريم، ورواية الأمهات الستِّ في الحديث، وفي علم الفرائض، ودرَّس في حلقة تحفيظ القرآن الكريم بجامع الجعدية، ودرَّس الفرائض، وتوفي يوم الثلاثاء ١٢ وحب، ١٢ يونيه.

وله في المواريث ستة كتب، هي: الوسيط بين الاختصار والتبسيط في فقه الفرائض وحساب المواريث (٣٠-)، مختصر الوسيط، ملخص مختصر الوسيط، سنا البرق العارض في شرح النور الفائض (٤٠-)، اللآلئ المرحانية في شرح القلائد البرهانية (٢٠-)، الطالب السنية في شرح المنظومة الرحبية المحالب السنية في شرح المنظومة الرحبية



علي بن ناصر آل توفيق (۱۳۳۸ – ۱۶۰۸ه = ۱۹۱۹ – ۱۹۸۸م) (تکملة معجم المؤلفين)

(٤) موقع الفرائض ١٣/٦/١٣هـ.

# علي ناصر العَنْسي ( مدر - ۱۹۸۳ م ۱۹۸۳ م ) لغوي آثاري وزير .

من تعز باليمن، تعلم في الأزهر، قال: «أول تجمع لنا كان ونحن في القاهرة عندما كنا ندرس في الأزهر، وبدأنا الاتصال بالإخوان المسلمين، ومنهم الشيخ حسن البنا، الذي كان يرى أن اليمن أنسب البلاد لإقامة الحكم الإسلامي الصحيح، وأن المناخ مناسب للإخوان المسلمين ليعملوا فيها، فكان يهتم بنا اهتمامًا خاصًا، ويولي عنايته بشكل خاص لكل من الزبيري والمسمري». وكان شاعرًا ثائرًا، صاحب دور ضدً الحكم الإمامي، سُجن، تعين وزيرًا لشؤون الجنوب اليمنى المحتلق، أستاذ اللغة الحميرية بجامعة اليمنى الحتلق، أستاذ اللغة الحميرية بجامعة

#### علي ناصف الطرابلسي (١٣٦٨ – ١٤٢٩هـ = ١٩٤٨ – ٢٠٠٨م) فنان تشكيلي.

صنعاء. توفي يوم ١٠ جمادي الأولى، ٢٠

كانون الثاني (يناير)(١).



من تونس. حصل على الأستاذية في التصميم الصناعي من أكاديمية الفنون الجميلة بجامعة بغداد، وشهادة الكفاءة في البحث من المعهد التكنولوجي للفنون والهندسة المعمارية بتونس. من أبرز المتحصّصين في الخطّ العربي والسجّاد

(۱) اليمن في ١٠٠ عام ص٢٦٧، معجم المدن والقبائل اليمنية ٢/ ١١٣/ ١٠١منتديات ينابيع تربوية ٢/ ١١٠//٢٠٢م.

الحائطي، سعى في مسيرته الفنية إلى تناول الحطِّ العربي من خلال البحث في جمال حروفه، وإلى تطوير المنسوج الحائطي من ناحية فنية وجمالية، وقد عمل أستاذًا بالمعهد العالي للفنون الجميلة، وكان عضوًا في اتحاد الفنانين التشكيليين التونسيين، شارك في معارض عربية وأجنبية، وواظب على حضور المعرض السنوي للاتحاد المذكور، وأحرز سنة ١٤٢٥هـ جائزة الابتكار للبلدان العربية التي تساندها منظمة اليونسكو(۱).

#### علي النجدي ناصف (١٣١٦ - ١٠٤٨ = ١٨٩٨ - ١٩٨٢م) أديب لغوي.

ولد في قرية الصنافين القبلية التابعة لمركز منيا القمح بمحافظة الشرقية في مصر، حفظ القرآن الكريم في سنّ مبكرة، ثم انتقل إلى الأزهر، وتخرج في مدرسة دار العلوم العليا، اشتغل بالتدريس، واختير للتفتيش، ورشحته بحوثه اللغوية التي كان يعدها وينشرها في صحيفة دار العلوم لأن يشغل وظيفة أستاذ بكلية دار العلوم، وظلَّ بها نحو أربعين سنة، يخرِّج طلابًا، ويشرف على كثير من رسائل الماجستير والدكتوراه. واختير عضؤا بلجنة إحياء التراث بالمحلس الأعلى للشؤون الإسلامية، وعضوًا عاملًا بمجمع اللغة العربية في سنة ١٣٩٤هـ. وكان صاحب نشاط علمي غزير، فقد كتب بحوثًا لغوية كثيرة في الدوريات العربية والمصرية، وبخاصة صحيفة دار العلوم، ومحلة محمع اللغة العربية.

وله تآليف، هي: سيبويه إمام النحاة، دراسة في حماسة أبي تمام، من قضايا اللغة والنحو، أبو الأسود الدؤلي، تاريخ النحو،

(۲) صحيفة الحرية (۲۰۰۸/۳/۱۸)، الموسوعة التونسية

الدين والأحلاق في شعر شوقي، القصة في الشعر العربي إلى أوائل القرن الثاني الهجري، ابن قيس الرُقيَّات شاعر السياسة والغزل، المطالعة الوافية للمدارس الثانوية (جزآن) بالاشتراك.

أمًا محققاته فهي: الجزء المتمّم للعشرين من كتاب الأغاني لأبي الفرج الأصفهاني، محلدان من الاستذكار في فقه السنّة المقارن للحافظ ابن عبدالبر القرطبي، المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنها لابن جني (بالاشتراك)، الحجَّة في علل القراءات السبع لأبي علي الفارسي (بالاشتراك)، الجزء الثالث من لسان العرب، ديوان أبي مسلم البهلاني(٢).



#### علي نجم = علي محمد نجم

علي النخلي (۲۰۰۰ – ۱٤۲۳ه = ۲۰۰۰ – ۲۰۰۲م) (تكملة معجم المؤلفين)

علي نصوح الطاهر (۱۳۲٤ - ۱۶۰۳ هـ ۱۹۰۱ - ۱۹۸۲م) مهندس زراعی، کاتب، وزیر، مفسّر.

(٣) المجمعيون في خ... بن عامًا ص٢٠٨ - ٢٠٩، التراث المجمعي ص١٩٨.



وُلد في مدينة يافا. هاجر مع والديه إلى بور سعید عام ۱۳۳۳ه (۱۹۱۶م)، ومنها إلى القاهرة، والتحق بالجامعة الأمريكية فيها. عاد إلى فلسطين وتعيَّن أستاذًا للغة الإنجليزية في المدرسة الصلاحية بنابلس، وعندما جاء اللورد بلفور (صاحب الوعد المشؤوم) إلى فلسطين لافتتاح الجامعة العبرية كان من أوائل الأساتذة الذين أضربوا احتجاجًا على زيارته، فعزلته الحكومة، فسافر إلى فرنسا لدراسة العلوم الزراعية في جامعة مونبلييه، ومنها إلى جامعة العلوم في السوربون للحصول على هندسة ديكور، والتحق في الوقت نفسه بمدرسة الاقتصاد السياسي، وأقبل على دراسة شجرة الزيتون في فلسطين بشغف، وعندما رجع إلى فلسطين حاول أن يثبت جدوى العمل الزراعي، فتمَّ تعيينه مساعد كبير مفتشى البستنة، فكبير المفتشين العرب. استقال من عمله عام ١٩٤٦ وانتقل إلى شرقي الأردن ليتسلم عمله مديرًا عامًا للزراعة والبيطرة والمعادن، فوزيرًا للزراعة والإنشاء والتعمير، فرئيسًا لسلطة قناة الغور الشرقية، وعضوًا في مجلس الأعيان، فنائبًا لرئيس مجلس الإعمار، ثم كان سفيرًا للأردن لدى إيران. وتوفي في مدينة القاهرة يوم ١٩ محرم، ٥ تشرين الثاني (نوفمبر).

له مجموعة محاضرات زراعية وغيرها، وأحاديث إذاعية من دار الإذاعة الفلسطينية عام ١٣٥٢هـ (١٩٣٣م)، وأوراق وترجمات وذكريات.

كتبه: أوائل السور في القرآن الكريم، الروح الخالدة: بحث فلسفي: نظرات في عينية الرئيس ابن سينا، الشطرنج (ترجمة عن الفرنسية)، أنواع العنب الفلسطيني (ترجمة عن الإنجليزية)، زراعة المشمش في فلسطين (ترجمة عن الإنجليزية)، الأعمال الشعرية، شجرة الزيتون (ويقع في ٢٤٦ صفحة من القطع الكبير، وقد استغرق تأليفه أربع عشرة سنة)، مؤتمر الزيتون.

وله كتب ما زالت مخطوطة منها: تفسير سورة البقرة، وسورة آل عمران، وسورة النساء، وفاتحة الكتاب، القرآن الكريم كما فهمته (١٨ مج)، القصص من القرآن الكريم، تاريخ القبائل العربية في الأردن. وله مؤلفات أخرى في (تكملة معجم المؤلفين). وقد سلمت جميع مؤلفاته المطبوعة وكذلك أوراقه الخاصة إلى جمع اللغة العربية الأردني(۱).

علي نقي بن أحمد الحيدري (١٣٢٥ - ١٠١١ه = ١٩٠٧ - ١٩٨١م) (تكملة معجم المؤلفين)

علي نقي بن أبي الحسن النقوي (١٣٢٥ - ١٩٨٨ - ١٩٠٨ م) من علماء الشيعة وأدبائها (آية الله).



(۱) من أعلام الفكر والأدب في الأردن ص٤٤٢، أخبار التراث الإسلامي ع ٣٦ (١٤١٤هـ) ص١٨، مجلة مجمع اللغة العربية الأردني س ٥ ع ١٧ – ١٨ (شوال ١٤٠٣هـ – ربيع الأول ١٤٠٣هـ) ص١٧٤، موسوعة أعلام فلسطين ٥/ ٣٨٠، عائلات وشخصيات من يافا ص ٣٠٦.

ولادته بلكهنو في الهند، وهاجر إلى النجف في مقتبل شبابه، وأخذ العلم عن أعلام مدرسيها، منهم محمد حسين النائيني، وضياء الدين العراقي، ومحمد جواد البلاغي. وعاد إلى الهند سنة ٢٥٤ هـ ليكون من مراجع التقليد بها، وكان كثير الكتابة في المحلات العربية بالنجف وفي المحلات الهندية بالهند، واختير أستاذًا في جامعة عليكره، وألف كتاب «شهيد إنسانيت» الذي وألف كتاب «شهيد إنسانيت» الذي فسبب ذلك تحطيم شخصيته الدينية، فانزوى في مكتبته وانصرف إلى البحث والتأليف.

له شعر، ومؤلفات تقرب من ٢٠٠٠ كتاب ورسالة في مجالات دينية وأدبية، منها: إعجاز القرآن، إقالة العاثر في إقامة الشعائر، الإمام الثاني عشر، تاريخ الإسلام (٤ ج)، تفسير القرآن الكريم الميتم)، البيت المعمور في عمارة القبور، الجبر والاختيار، حقاظ الشيعة، السبطان في موقفيهما، كشف النقاب عن عقائد عبدالوهاب، مشاهير علماء الهند، وفيات الشيعة. ومؤلفات أخرى له وردت في الشيعة. ومؤلفات أخرى له وردت في ركملة معجم المؤلفين)(١).

علي نقي الخالصي (١٣١٣ - ١٤٠٨ = ١٨٩٥ – ١٩٨٨) من علماء الشيعة، شاعر.



 (٢) المسلسلات في الإجازات ٢/ ٤٤٤، معجم المطبوعات العربية في شبه القارة الهندية ص٣١٧. وصورته من الموسوعة الحرة (الإنجليزية).

من بغداد. تتلمذ على جده راضي. تتلمذ عليه جمهرة من العلماء، من المساركين في الشورة العراقية الكبرى ١٩٢٠م، كان له محلس أدبي في بيته. له مذكرات شخصية في كتاب خطي يشرح فيه دوره في ثورة العشرين.

من مؤلفاته: الأنوار المضيئة (نظم وشرح في العقائد)، الرياض الزاهرة (في فضائل الرسول صلى الله عليه وسلم)، رسالة الغفران: في أحكام الدين، شعره (جمعه تلامذته في ثلاثة أجزاء)، كتاب في الأخلاقيات، كتاب في علم التفسير(١٠).

على أبو نوار = على إبراهيم عبود

على أبو نوّار = على عبدالقادر أبو نوّار

علي نويجي (۱۳۶۶ - ۱۳۳۳ هـ = ۱۹۲۵ - ۲۰۱۲م) طبيب، سياسي.



من مواليد الإسكندرية. نال إجازة من كلية الطبّ بجامعة الإسكندرية، تنقّل بعدها بين مستشفيات دمنهور والمحمودية وواحة سيوة وشبراخيت، إلى أن استقرّ في عيادته الخاصة بدسوق سنة ١٣٧٤هـ (١٩٥٤م) حتى وفاته. بدأ نشاطه السياسي مذكان طالبًا في الثانوية، إلى أن تكوّن لديه فصيل سياسي متميّز بمحافظة كفر الشيخ منذ عام ١٣٨٤هـ (١٩٦٤م)، واعتقل في عهد عبدالناصر والسادات في حملة اعتقالات واسعة، وكان يرى وجوب خضوع حركة التحرر الوطني لشرطها الخاص وظروفها

(١) موسوعة أعلام العراق ٣/ ١٨٠، معجم المؤلفين
 العراقيين ٢/ ٤٣٧.

الموضوعية، وأن النظام الرأسمالي في دول العالم الرأسمالية المتقدمة لا يزال يتمتع بالآليات التي تسمح له بالبقاء والتطور، ويبني جوهر نظريته الاقتصادية بدءًا من الدولة المحتلة، وأن مصر وغيرها ينبغي أن تتطور بعد الاستقلال.. توفي يوم الجمعة، في عيد الأضحى، ٢٦ أكتوبر(٢).

#### علي نوير (٠٠٠ - ١٤٢١هـ = ٠٠٠ - ٢٠٠٠م) من الدعاة القادة.

من تونس. تخرج في قسم العلوم الرياضية. من مؤسسي الحركة الطلابية الإسلامية في بداية ١٣٩٠هـ، وأحد القادة المؤسسين لحركة النهضة (الإسلامية). وقف حياته منطقته بالساحل، وبالمعاهد الثانوية، وتخرج على يده أفواج من رجال الدعوة وقادة المحركة الإسلامية. تعرض مع إخوانه منذ عام ١٠٠٠هـ إلى سلسلة من المحن، فحُكم عليه في عهد بورقيبة بالسحن المؤبد، وأعيدت محاكمته لإصدار حكم بالإعدام عليه، لكن قضاء الله سبق ليُمضي بقية عمره في إقامة حرية. وتعرض للبلاء مرة أخرى في عهد الحكم التالي، فما أغى مدة حكمه حتى أهكه المرض وتوفي (١).

على النيفر = على بن محمد النيفر

علي بن هادي البهبهاني الهاشمي المرام ١٩٧٦ – ١٩٧٦م (تكملة معجم المؤلفين)

علي بن هادية = علي بن محمد بن هادية

علي هاشم (۲۰۰۰ – ۱٤۲۵ هـ = ۲۰۰۰ – ۲۰۰۶م) (تکملة معجم المؤلفين)

**علي هاشم رشيد** (۱۳۳۸ – ۱۶۱۵ه = ۱۹۱۹ – ۱۹۹۹م) شاعر تربوي إذاعي.



ولد في غزّة. الشقيق الأكبر للشاعر هارون هاشم رشيد. نال شهادة امتحان المعلمين الأعلى متخصّصًا في اللغة العربية وآدابها، درَّس في مدارس فلسطين، أشرف على «ركن فلسطين» بإذاعة «صوت العرب» في القاهرة، وأصبح مديرًا لإذاعة «صوت منظمة التحرير الفلسطينية» بإذاعة صوت العرب، مثّل فلسطين في مؤتمر كتّاب آسيا وإفريقيا في «طشقند» (١٣٧٨هـ).

نوقشت رسالة الماجستير: شعر علي هاشم رشيد: دراسة موضوعية وفنية / عزة محمد جدوع (جامعة عين شمس، ١٤١١ه). من أعماله الأدبية: أغاني العودة، شموع على الدرب، فجر الربيع، الطوفان، رسالة إلى غزة، جراحات فلسطينية، عبق الورود من رياض آل سعود.

ومن قصصه المطبوعة: رصيف الدموع، السبعة الذين شنقوا (ترجمة). وله من المخطوط: سرُّ الراعي (قصص)، قلب إنسان (قصص مترجمة)(1).

(۲) موقع الدكتور علي نوبجي والدراسات السياسية (بتاريخ وفاته).
 (۳) الجنمع ع ۱۹۸۸ (۲۷/۱/۲۷هـ) ص۱۹۸.

<sup>(</sup>٤) شعراء فلسطين في القرن العشرين ص٤٤٧، موسوعة أعلام فلسطين ٥/ ٣٨٢، أعلام من جيل الرواد ص ٢٩٩٠.

#### علي بن هلال المعمري (۱۳۷۸ - ۱۶۳۶ه = ۱۹۵۸ - ۲۰۱۳م) أديب روائي.



من ولاية صحر بعُمان. بدأ بكتابة قصص قصيرة، وتابع دراساته العليا في الجامعات الأمريكية، عمل مديرًا لدائرة الإعلام بجامعة السلطان قابوس. وعُدَّ من كُتَّاب الرواية البارزين بالسلطنة. توفي يوم الأحد ٢ ربيع الأول، ١٣ يناير.

رواياته ومجموعاته القصصية: أيام الرعود عش رجبًا، مفاجأة الأحبة، سفينة الخريف الخلاسية، أسفار دملج الوهم، فضاءات الرغبة الأحيرة، بن سولع، همس الجسور، رجوع وقصص أخرى(١).

علي هود باعبّاد (۱۳۶۱ – ۱۳۴۱ه = ۱۹۶۷ – ۲۰۱۳م) إداري تربوي منهجي.



ولد في مدينة الغرفة بمديرية سيؤون في اليمن. نال شهادتي الماحستير والدكتوراه في فلسفة التربية من جامعة عين شمس،

 (۱) موقع الساحة العمانية (إثر وفاته)، الجزيرة نت ۱۲/۷/۲ ۱هـ.

متخصص في التخطيط والإدارة التربوية، عمل أستاذا بكلية التربية في جامعة صنعاء وعميدًا لها، وشارك في نشاطاتها منذ بداياتها، وبعد الوحدة عين رئيسًا لجامعة حضرموت للعلوم والتكنولوجيا، التي كان أبرز مؤسِّسيها والمشاركين في تطويرها، كما انتخب أمينًا عامًا مساعدًا لاتحاد الجامعات العربية، وعين مستشارًا بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. توفي يوم الجمعة بالمكلا والبحث العلمي. توفي يوم الجمعة بالمكلا

وله كتب، مثل: التعليم في الجمهورية العربية اليمنية: ماضيه - حاضره- مستقبله: دراسة شاملة (ط٧ عام ٤٢٣ هـ)، دراسة تحليلية لبعض مشكلات معلم المرحلة الابتدائية في الجمهورية العربية اليمنية (ماجستير)، دراسة مقارنة لأوضاع القيادات التربوية في مجال التربية والتعليم بكلِّ من مصر واليمن وأمريكا (دكتوراه)، أنظمة التعليم وفلسفتها في دول العالم: دراسة مقارنة، الثقافة الإسلامية (مع آخرين، مقرر على جميع كليات الجامعات اليمنية)، خطورة الغزو الفكري والعسكري على الأمة العربية والإسلامية: نداء لنهضة أمة، تربية الشباب اليمني في ضوء مبادئ وأهداف الميثاق الوطني، مشكلات الشباب اليمني، جامعة حضرموت للعلوم والتكنولوجيا حلم أصبح حقيقة، التربية الإسلامية فكرًا وسلوكًا، خمسون بحتًا في محالات التربية والثقافة (خ)<sup>(۲)</sup>د

علي واصل حلواني (١٣٢٦ – ١٤١٦ه؟ = ١٩٠٨ – ١٩٩٥م)

من رجالات الرياضة، عُرف بدواصل الحلواني».

ولد بدمشق. تخرَّج في معهد الصنائع بحلب، درَّس التربية الرياضية في ثانويات

(۲) موسوعة الألقاب اليمنية ۷۹/٤، صحيفة عدن الغد ۲۰۱۳/۳/۱۰م.

دمشق، ثم كان مفتشًا بها إلى أن مات، وقد تخصّص في رياضات الملاكمة ورفع الأثقال هاويًا، عمل رئيسًا لنادي الغوطة الدمشقي، وعضوًا في اتحاد ألعاب القوى. كما عمل في الصحافة الرسمية، وراسل صحفًا ومجلات، ونشرت له مقالات في الصحافة العربية بأمريكا.

وله كتب، أبرزها: التربية البدنية الراقية، المحركات الرياضية للصحة والقوة والعلاج، الصحة والرياضة في الوضوء والصلاة، الصوم وأثره في الصحة والوقاية والعلاج، سيرة الأبطال السوريين بعنوان الصحة والقوة والكمال الجسماني.

وله من المخطوط: الصلاة الإسلامية وأسرارها الصحية والروحية والرياضية، مصحّ شهر رمضان، كيف تطيل قامتك، أسس الصحة العقلية<sup>(۱)</sup>.



علي الوردي = علي حسين الوردي

**علي ونيس بوزغيبة** (١٣٥٠ – ١٤٢٦هـ = ١٩٣٠ – ٢٠٠١م) عالم، قاض مالكي.

(٣) الموسوعة العربية (السورية) ٨/ ٥٠٣، معجم المؤلفين السوريين ص124، موسوعة الأسر الممشقية ١/ ٤٧٨.



ولد في بنغازي بليبيا. درس على علماء أعلام، منهم محمد القندوز ومحمد الصفراني. تقلد مهمة القضاء مدة (٣٠) عامًا حتى كان رئيس محكمة الجنايات، وركز أثناء عمله على الدعوة والخطب والدروس، ودافع عن الشريعة الإسلامية والسنة النبوية ضد أصحاب الأهواء والأفكار المستوردة في المساجد ومراكز التأهيل والإصلاح ودور حماية المرأة وفي وسائل الإعلام المختلفة. توفي في شهر (آب) أغسطس، ولا توجد له مؤلفات(۱).

علي بن يحيى المحسن (١٣٢٢ - ١٤٠١ه = ١٩٠٤ - ١٩٨٠م) من فقهاء الشيعة الإمامية.



ولد بجزيرة تاروت في السعودية، عمل إمامًا مسجد محمد بسنابس وتوفي بما يوم الجمعة ٢٥ صف .

له كتب ورسائل معظمها مخطوط، منها: تبصرة السلوك إلى علم الشكوك، خاتمة المناهل في أربع مسائل، منهج الصواب في

علم الحساب (مخطوط، وكذلك الكتب التالية)، البيان في المغني من المعرب والمبني، مصباح السلوك إلى علم أحكام الشكوك، جامعة الفوائد ومائدة الموائد، غاية الأمل لطلاب باقي أحكام الخلل، تذكرة الطلاب في معرفة الإعراب، منظومة علم الأوفاق والقربان لنصح الإخوان، منظومة في الاستعارات، رسالة في أصول الدين وفروعه، معارج الشهود إلى معرفة واجب الوجود، رسالة الوصول إلى مختلف الأصول (٢).

علي يحيى معمر (١٣٣٧ - ١٤٠٠ هـ = ١٩١٨ - ١٩٨٠م) عالم تربوي داعية، مصلح إباضي.



من مدينة نالوت، إحدى قلاع الجبل الغربي في «معهد ليبيا، درس في «معهد الحياة» بالجزائر، وتتلمذ على العلامة محمد بيوض مدير المعهد، وأجيز بعد عشر سنوات من الدراسة، ودرَّس في المعهد عدة سنوات، رافق العديد من مصلحي الجزائر، وتفاعل مع حركة الإصلاح فيها. في طريق عودته توقف عمدينة

القيروان في تونس ودرس فيها سنتين، وعاد لينشئ ثاني مدرسة إعدادية بليبيا، أنشأها في مدينة نالوت. وكان شعلة من الحماس والحركة، فكان يدرِّس، ويخطب في المسجد، وكان ذا مواهب أدبية وشعرية، دارسًا وباحثًا ومؤلفًا. رقى إلى درجة مفتش، ثم كان مديرًا لمعهد جادو للمعلمين، ثم مفتشًا للغة العربية في المحافظات الغربية، ثم نائبًا لمدير التعليم. وبعد الانقلاب العسكري بقيادة القذافي نُقل إلى قسم التخطيط والمتابعة بوزارة التربية في طرابلس. وكان مصلحًا، داعيًا إلى العودة إلى الإسلام، في نقاشه لمناهج التعليم، وفي دروسه في مسجد «الفتح» بطرابلس، فاصطدم مع النظام في أوائل أيام الانقلاب، فاعتقل عام ١٣٩٣ه وأمضى قرابة عام في السجون، متعرضًا خلالها لأنواع التعذيب والهوان. وخرج ليزيد إصراره على مبادئه التي دعا إليها. وقد دوهم بيته في نالوت وهُدم، كما تعرض مسجد «الفتح» بطرابلس إلى التدمير والتخريب، وهو الذي دعا إلى بنائه وأسهم في التدريس به. مات في (٢٧) محرم، الموافق (١٥) كانون الثاني (يناير).

الله الرهم الرهيم والرجيلا وأصلا) على رولام على الله ومحب

هفرد الف طهدا عاجد مستون الرواجر سيخنا جداب الى حذل العروفاه رعاه وي كل مكرود و تناه ورد تعدا المرادة في فعد رهدا السري عليكم ورجمة المريح أنه مع مدرجة المريح المريد و سيا انجا تم الويزا المريد المدرسة التي المويزا المريد المدرسة التي المويزا المحدر الميدا المريد المعدد المريد المعدد المريد المعدد المريد المعدد المواد المريد المعدد المواد المريد المعرد المواد المريد المورد المعلمة المويد المورد المعدد المورد و المعدد المورد و المعدد المورد والمعدد المورد و المعدد و والمعدد و والمدد و والمعدد و والمعدد و والمعدد و والمعدد و والمورد و المعدد و والمورد و المورد و المورد

ال مواز هذا كلهم سيارة عليهم رين جميع ال مواز منا لا

a word do and is

 <sup>(</sup>۱) مما كتبه رشيد فرحات في موقع (شباب الزاوية) في
 ۲۰۰۸/۸/۳

 <sup>(</sup>٢) الفهرست المفيد في تراجم أعلام الخليج ١/ ١٣٥، موقع موسوعة الساحل الإلكترونية (١٤٣٢هـ).

وكُتب فيه:

الشيخ علي يحيى معمر وفكره العقدي/ بلحاج قاسم. - الجزائر: جامعة الخروبة، ١٤٢١هـ - (ماجستير).

وكتاب: الشيخ علي يحيى معمر: أضواء على شخصيته وفكره/ قاسم بن أحمد الشيخ بالحاج. - غرداية، الجزائر: المطبعة العربية، تاريخ إيداع ٢٠٠٣م [٢٤٢ه]،

وله تآليف، منها: الأقانيم الثلاثة أو آلهة من الحلوى، الإسلام والقيم الإنسانية، فلسطين بين المهاجرين والأنصار، صلاة الجمعة، كتاب الصوم/ لأبي زكريا الجناوني (تعليق)، كتاب النكاح/ لأبي زكريا الجناوني مسرحية في قار السياسية، مسرحية محسن، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر (خ)، الحقوق في الأحوال (خ)، المجوف في أصولهم وتاريخهم الإباضية: دراسة مركزة في أصولهم وتاريخهم معتدل)، الإباضية بين الفرق الإسلامي عند كتّاب المقالات في القديم والحديث (٢ عند كتّاب المقالات في الإسلام، الإباضية في الجرائر، سمر أسرة مسلمة.

علي يسري كريم (۱۰۰۰ – ۱٤۳۲ه = ۰۰۰ – ۲۰۱۱م) (تكملة معجم المؤلفين)

وله كتب أخرى ذكرت في (تكملة معجم

المؤلفين)(١).

**علي يعتة** (١٣٣٩ – ١٤١٨ هـ = ١٩٢٠ – ١٩٩٧م) قيادي شيوعي.

(۱) معجم أعلام الإباضية ٢/ ٢٩٦، دليل المؤلفين الليبيين ص٢٨٦، المجتمع ع ١٤٢٦ ص٣٩. وله ترجمة في أول كتابه: الإباضية مذهب إسلامي معتدل. وخطه من كتاب: الشيبة أبو بشير ٢٤٦/٢.



من طنجة بالمغرب، تعلم، انضمَّ إلى الحزب الوطني، ونشط في الحركة الوطنية، حصل على شهادة أصول العربية من الجزائر، عاد لينضم إلى الحزب الشيوعي، وعين أمينًا للجنة المركزية للحزب، أصدر الجريدة الأسبوعية «حياة الشعب» بالعربية، ويومية «المغربي الصغير»، هرب إلى الجزائر وقُبض عليه هناك، ثم أصدر جريدة «المكافح»، وشارك في تأسيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية، وبعد فتح الجريدة السابقة أصدر «الكفاح الوطني»، وقد مُنع الحزب الشيوعي سنة ١٣٧٩هـ (١٩٥٩م) فعمل سرًا من أجل الحفاظ على هياكله، وقرَّر الحزب تغيير اسمه وتعويضه بحزب التحرير والاشتراكية، الذي أسِّس سنة ١٣٨٨هـ (١٩٦٨م) وانتخب المترجم له أمينًا عامًا للحزب، وفي عام ١٣٩٢هـ (١٩٧٢م) أصدر جريدتين أسبوعيتين، واحدة بالعربية والأخرى بالفرنسية، تحت عنوان «البيان». وفي سنة ١٩٧٤م أسَّس حزب التقدم والاشتراكية، وكان الأمين العام له هو نفسه، ومات بالدار البيضاء في أحد أيام غشت (آب) في حادث سير.



علي يعتة أسس حزب التقدم والاشتراكية

كتب آلاف المقالات والدراسات في الصحف والمحلات الشيوعية.

ومن مؤلفاته: الصحراء الغربية المغربية (بالفرنسية)، من وراء القضبان، الشمس على أطراف النخيل (مذكراته)(٢).

علي بن يوسف العنيزي (١٣٤٩ – ١٩٩٧ م) (تكملة معجم المؤلفين)

علي بن يوسف الفقيه (١٣٢٦ - ١٩٠٩ه = ١٩٠٨ - ١٩٨٩م) (تكملة معجم المؤلفين)

**علي يوسف فودة** (١٣٦٦ - ١٤٠٢ ه = ١٩٤٦ - ١٩٨٦م) شاعر روائي.



من مواليد قرية قنير جنوب حيفا، هاجرت عائلته بعد النكبة إلى الضفة الغربية، أتمَّ تعليمه المتوسِّط، ثم توجَّه إلى عمَّان، وعمل في بغداد وبيروت، وأصدر في الأخيرة نشرة أو مجلة «الرصيف»، ثم حوَّلها إلى يومية، ونظم الشعر، ووصف بأنه في قصائده يتأرجح ما بين الإفراط في الوطنية والتفريط في البوح بشهواته المكبوتة. قتل في بيروت أثناء الغزو اليهودي لها.

دواوينه: فلسطين كحدِّ السيف، قصائد من عيون امرأة، منشورات سرية، الغجري. ثم صدرت أعماله الشعرية الكاملة.

وله أيضًا: الفلسطيني الطبيب (رواية)، عواء

(٢) معلمة المغرب ٢٢/ ٧٦٦٥.

الذئب (رواية).

وشارك في كتاب: ألوان من الشعر الأردني، وقصائد(١).

#### علياء بهاء الدين طوقان (١٣٦٨ – ١٣٩٧هـ = ١٩٤٨ – ١٩٧٧م) ياكة.

زوجة الملك الحسين بن طلال.

ولدت في القاهرة، تنقلت مع أسرتها - بحكم عمل والدها السفير - في بلدان كثيرة. تعرَّف عليها الملك حسين عندما كان طالبًا في أحد المعاهد بالإسكندرية، وكان والدها سفيرًا للأردن بالقاهرة، وتزوجها في أواخر عام ١٣٩٢هـ. (١٩٧٢م). درست العلوم السياسية وعلم النفس الاجتماعي في جامعتي لولولا بروما وهنز بنيويورك. كانت تقوم بأعمال إنسانية، مثل زيارة المخيمات الفلسطينية، ورعاية الحفلات الخيرية، وعيادة المرضى. سقطت الطائرة التي كانت تقلُّها من الطفيلة وهي في طريق عودتها إلى عمَّان بتاريخ (٢٠) صفر، (٩) شباط. وتركت هيا وعليًا(٢).

# علياء رياض الصلح (٢٠٠٠ - ٢٠٠٧م)

صحفية، ناشطة سياسية.

من لبنان. ابنة رئيس الوزراء. عملت صحفية، رأست تحرير مجلة «الحسناء» (الخليعة)، مراسلة لأكثر من صحيفة وإذاعة، وكانت تعتبر نفسها امتدادًا لحياة والدها. كتبت افتتاحيات عديدة لجريدة النهار، كان لها صداقات مع رؤساء وملوك العرب، وعرفت عنهم أسرارًا لم تدونها.

(۱) الأدب والأدباء والكتاب المعاصرون في الأردن ص٢٠٨، موسوعة كتاب فلسطين في القرن العشرين ص٢٦١٥، موسوعة أعلام فلسطين ٥٣٦١/٥، الفيصل ع ٦٦ (ذو الحجة ١٤٠٢هـ) وفي المصدر الأخير أنه انخرط في صفوف المقاتلين، وقتل في موقعة القتالي بعين المريسة.

(٢) تراجم أعلام مدينة نابلس ص٢٠٣٠

عاشت ربع قرن في باريس وبها ماتت. ذُكر أنها لم تمرض، وعندما مرضت ماتت، وما كانت تتردد على الأطباء، بل تعتقد بفائدة الأعشاب والغذاء الطبيعي. ماتت في ١٠ ربيع الآخر، ٢٧ نيسان (أبريل).



علياء الصلح رأست تحرير مجلة (الحسناء)

صدر فيها كتاب: ستُّ الستّات علياء رياض الصلح/ شكري نصر الله. وأصدرت دار النهار كتابًا يضمُّ مقالاتما بعنوان: من الاستقلال إلى الحرية (٢).

#### عُليَّة سيف النصر (۱۰۰۰ - ۱٤۲٥هـ = ۲۰۰۰ - ۲۰۰۶م) محررة صحفية، قاصَّة.

من مصر. نائبة مدير تحرير جريدة الأهرام. أمضت أكثر من نصف عمرها في الصحافة، عملت في قسمي «التحقيقات» و «المرأة» حيث كانت تناصر «قضايا» المرأة. ماتت يوم الثلاثاء ٢٤ شوال، ٧ كانون الأول (ديسمبر).

ولها مؤلفات، منها: النساء يغسلن أوراق الشجر (قصص)، السير داخل المربعات(٤).

التاريخ بالكلية نفسها، وبكلية البنات في جُدَّة، وكانت تساعد الباحثين، وتتلمذ عليها أساتذة. توفيت يوم الخميس ٥ رجب، ١٧ يونيه.

من كتبها المطبوعة: هجمات الروم البحرية على شواطئ مصر الإسلامية في العصور الوسطى، الحياة السياسية في بلاد الشام في القرن الخامس الهجري وأثرها في قدوم الصليبية (أصله دكتوراه)، الثغور البرية الإسلامية على حدود الدولة البيزنطية في الحضارة البيزنطية، العلاقة البيزنطية في الحضارة البيزنطية، العلاقة البيزنطية الروسية في عهد الأسرة المقدونية ٢٨٨ السياسية: المقدمات السياسية.

ولها بحروث ودراسات في المحلكت المتخصصة(٥).



#### غُليَّة علي المنزلاوي (٠٠٠ - ١٤٢٥ = ٠٠٠ - ٢٠٠٤م)

من رائدات العمل الاجتماعي في مصر. عُرفت باسم «علية الفار» نسبة إلى شهرة زوجها «زكى الفار».

حصلت على شهادة الدراسة العربية. أسّست أول مصنع للعب الأطفال في مصر عام ١٣٨٠هـ، وأسّست جمعية المرأة الجديدة، مؤسّسة ورئيسة بحلس إدارة جمعية (٥) مماكتبه ياسر كامل محمود في موقع «تاريخ الحضارة

الإسلامية» إثر وفاتها.

### غُليَّة عبدالسميع الجنزوري (١٣٦٠ – ١٣٤١هـ = ١٩٤١ – ٢٠١٠م)

باحثة في التاريخ.

من محافظة المنوفية بمصر. حصلت على شهادة الدكتوراه من قسم التاريخ بكلية البنات في جامعة عين شمس، ثم كانت أستاذة تاريخ العصور الوسطى ورئيسة قسم

- (٣) الحياة ١٤٢٨/٤/١١هـ، دليل الإعلام والأعلام
   ص ٤٩٠.
- (٤) الأهرام ع ٤٣١٠١ (٢٥/١٠/١٠/١ه) وع ٤٣١١٠
   (٥/١١/٥) مصادر الأدب النسائي ص٣٧٧.

الطفولة السعيدة لرعاية المعرّقين واللقطاء منذ عام ١٣٧٤هـ، وجمعية الهلال الأحمر، والمرأة الحديثة، وجمعية الفلاح لتنمية القرية، وجمعية بنت النيل. نالت ميدالية ذهبية «فلورنس ناتينجال» من اتحاد جمعيات الهلال والصليب الأحمر عام ١٤٠٧هـ بجنيف. ماتت في ٢٥ ربيع الأول، ١٥ أيار (مايو)(١).

عُليَّة الفار = عُليَّة علي المنزلاوي

عُليَّة محمد توفيق (۲۰۰۰ – ۱٤۲٦ه = ۲۰۰۰ – ۲۰۰۰م) (تكملة معجم المؤلفين)

غُليَّة محمد الجعَّار (١٣٥٤ - ١٤٢٤هـ = ١٩٣٥ - ٢٠٠٣م) شاعرة إسلامية.

ولدت في طنطا. تعلمت العربية على والدها. قرأت أمّهات الكتب، وحفظت كثيرًا من دواوين الشعر. تخرجت في كلية الحقوق بجامعة القاهرة. اشتغلت بالمحاماة، ثم التحقت بالعمل في التلفزيون، وتدرجت في المناصب إلى أن وصلت إلى درجة مديرة

عامة للشؤون القانونية بالتلفزيون، وكيلة وزارة الثقافة، عضو بمجلس إدارة والملحنين، وبمجلس إدارة الحتاب، وبنقابة المحامين، وبالمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية وباللجنة الثقافية بدار

الأوبرا، وبنادي القصيد، وبرابطة الأدب الإسلامي، ونادي القصة. قضت بجوار الكعبة (٣٠) عامًا متواصلة أيام شهر (١) الأهرام ع ٤٢٨٩٥ (١٠٠٠ شخصية نسائية مصية نسائية مصية

رمضان، وأسهمت في عودة عدد من الفنانات إلى الله. مثّلت مصر في مؤتمرات المحامين العرب، وفي مهرجان المربد الشعري. حصلت على جائزة عبدالعزيز البابطين للإبداع الشعري. ألَّفت الكثير من الأغاني الإذاعية، وكتبت السهرات التلفزيونية في المناسبات الدينية، والتمثيليات المستمدَّة المناسبات الدينية، والتمثيليات المستمدَّة وسيرة السوية الإسلامي والسيرة النبوية وسيرة الصحابة، وغنَّى لها مطربون ومطربات! ماتت في الثالث من شهر محرم، ٦ مارس. ومن شعرها في وصف مؤثَّر:

حملتُك في الأحشاءِ عبئًا محبّبًا

فلا ضاق جسمٌ بات بالحمل متعبا وقلت إذا ما جاء طفلي ستختفي

همومي وأسقامي فيا ألف مرحبا وحئت فخلتُ الكونَ حولي خميلةً

وطيــرًا تغنّـى للوليــد علـى الربى أرحتُكَ فوق الصدر تمتصّ حيـــره

وكـلُّ حنانـي في رضاعِـكَ ذُوِّبـا إلى أن تقول:

كبرتَ فلما أثمرتْ فيك محنتي ورفَّ فؤادي حول غصنكَ معجبا حدشت بأشواك العقوق شِغافَهُ فخرَّ صريعًا بالهوان مخضّبا

الحب المبا ق

علية الجعار (خطها)

دواوينها الشعرية: ابنة الإسلام، أتحدَّى بحواك الدنيا، إني أحبّ، غريب أنت يا قلبي، على أعتاب الرضا، مهاجرون بلا أنصار (٢).

(۲) شخصية نسائية مصرية ص٥٧، معجم البابطين ٢/ ٢٤، موسوعة الأدباء والشعراء العرب ٢/

عُليَّة موسى القبيسي ( ١٣٢٥ - ١٩٩١ م ) ( ١٩٩٠ - ١٩٠١م ( تكملة معجم المؤلفين )

عماد أحمد عوض الله (۱۳۸۹ – ۱۶۱۹ه = ۱۹۹۹ – ۱۹۹۸م) (تكملة معجم المؤلفين)

عماد الحاج ساسي (۰۰۰ - ۱٤٣٥ = ۰۰۰ - ۲۰۱۳م) (تكملة معجم المؤلفين)

عماد حسن عقل (۱۳۹۱ - ۱۶۱۶ه = ۱۹۷۱ - ۱۹۹۳م) القائد العسكري لكتائب عز الدين القسّام.



نشأ في غزة، واستطاع ببطولته وشجاعته أن يشغل العدو، ويقاتله، وينظم الشباب المسلم في مدن الضفة، ويدريهم على ملاث سنوات! وكانت هوايته المفضلة مهاجمة المواقع العسكرية لليهود، وقتل منهم الكثير. وقد حوصر مرة في حي الرمال بغزة بمئات الجنود المظليين المزودين بالسلالم والمعدّات المتطورة والملابس الواقية، تساندهم مروحيتان عسكريتان، واستطاع فاشتبك معهم في قتال ضار، واستطاع

۲٤، أهل الفن ص٢٠٢، موسوعة شاعرات العرب ٢/ ١٩٥ مصادر الأدب النسائي ص١٧٧، الوطن (السعودية) / ١٥٤١هـ ١٤٢٤/٣/١ المحتمع ع ١٥٤١ (٢/٣/٢١هـ) ص٨٤، و٤/٤/٤١هـ ع ٣٦ ص٨٤، و٤/٤/٤١هـ ص٥٥، الأدب الإسلامي ع ٣٦ ص٥٥.

مشاغلتهم، واخترق الحصار... كان ذلك في (١٤/٥/٢٧هـ). وعندما كان مع اثنين من مقاتلي حماس في أحد شوارع الشجاعية، تدفقت نحوه مثات الجنود من اليهود الذين اعتلوا أسطح المنازل، وأحيطت المنطقة بستين سيارة عسكرية، وحلَّقت في حوِّ المنطقة مروحيات عسكرية بعض أهالي غرَّة وهو يصلي على سطح أحد المنازل. ثم قاتل حتى قتل، أصابوه وقد هشموا رأسه بسبعين طلقة، ثم أطلقوا وقد هشموا رأسه بسبعين طلقة، ثم أطلقوا الرصاص على حثته بعد استشهاده، عندها قال إسحاق رابين رئيس وزراء اليهود: إن مقتله إنجاز كبير جدًا لجيش الدفاع الإسرائيلي ولقوات الأمن (۱)!

عماد حمدي (۱۳۲۷ - ١٠٤١ه = ۱۹۰۹ - ۱۹۸۲م) فنان

اسمه الكامل: محمد عماد الدين عبدالحميد حمدي.



ولادته في مدينة سوهاج بمصر. تخرَّج في مدرسة التجارة العليا بالقاهرة، تردَّد على مسرح رمسيس وغيره، وانضمَّ إلى جمعية أنصار التمثيل، مثَّل، وعمل مديراً للتوزيع بشركة مصر للتمثيل والسينما، وصار فتى الشاشة الأول لعشرات الأفلام الروائية،

(۱) الجتمع ع ۱۰۷۸ (۱۰۲۶/۱۱۶۱ه) ص ۲۶.

لمدة ثلاثين عاماً، ولما كبرت سنة مثّل دور الأب، وقدّم ما يزيد على ٣٠٠ فيلم، وأنتج ثلاثة أفلام فقط، كما قدَّم للتلفزيون عدة أعمال، وكان رسّاماً أيضاً، وكسب كثيراً. أُصيب بالاكتئاب بعد وفاة شقيقة التوأم عبدالرحمن واعتكف في بيته، ورفض أنه يقابل أحداً. توفي يوم السبت ٢٥ ربيع الآخر، ٢٨ يناير ٧٠.

عماد عبدالرزاق شرقاوي (۲۰۰۰ - ۱۶۳۰ ه = ۲۰۰۹ - ۲۰۰۹م) (تکملة معجم المؤلفين)

عماد عبدالمسیح یوسف (۲۰۰۰ – ۱۶۳۶ه = ۲۰۰۰ – ۲۰۱۳م) (تکملة معجم المؤلفین)

عماد عبدالواحد علون (١٣٨٥ - ١٤٢٣ ه = ١٩٦٥ - ٢٠٠٢م) قائد تنظيم «القاعدة» في منطقة المغرب العربي والساحل الإفريقي. عُرف بـ«أبو محمد اليمني».



ولد في منطقة تعز. أقام في صنعاء، وارتاد مسجدًا تابعًا لجمعية الإحسان، دعا إلى الجهاد عبر مجلة «المنتدى»، كسب شعبية كبيرة في المنطقة، من قدامى الجاهدين الذين شاركوا في الجهاد بأفغانستان، وقام بدور أساسي في تأمين الإقامة في اليمن

(٢) عمالقة من صعيد مصر ص١٢٤.

لمن سموا بدالأفغان العرب»، خصوصًا الجزائريين والتونسيين والمغاربة والليبيين والمصريين القادمين من بيشاور. وصل إلى منطقة المغرب العربي والساحل الإفريقي فی عام ۱٤۲۲ه (حزیران ۲۰۰۱م)، آتیًا من أديس أبابا مرورًا بالسودان والنيجر. وكان خلال الأحداث التي هزت الولايات المتحدة في ١١ أيلول ٢٠٠١ يقيم عند قيادة «المنطقة الخامسة» لـ«الجماعة السلفية» في مرتفعات جبلية في جنوب الشرق الجزائري بين ولايتي تبسة وخنشلة. ثم التحق بشمال مالي، ثم زار دول منطقة الساحل الإفريقي: موريتانيا والنيجر ونيجيريا وتشاد. وفي نماية صيف ٢٠٠٢م عاد محددًا إلى الجبال الجزائرية في منطقة تهيمن عليها «الجماعة السلفية». وكان يقرب من وجهات النظر بين الجماعات المسلحة هناك، وربما يوحدها تحت لواء تنظيم حسّان حطّاب الذي تأسّس عام ١٤١٩هـ، يقال إنه بتوجيه من أسامة بن لادن زعيم تنظيم القاعدة. قُتل في (٥) رجب، الموافق لـ(١٢) أيلول (سبتمبر) في مكمن نصبه له الجيش الجزائري في منطقة مروانة بولاية باتنة (<sup>٣)</sup>.

عماد عفَّت = عماد الدين أحمد عفت عفيفي

عماد فايز مغنية (١٣٨٢ – ١٤٢٩ هـ = ١٩٦٢ – ٢٠٠٨م) المسؤول العسكري في حزب الله الشيعي اللبناني.

 (٣) الحياة ع ١٤٤٩٥ (١٤٢٢/٩/٢١هـ). ويلاحظ أن المعلومات من مصادر حكومية جزائرية.



انقطع عن الدراسة صغيرًا لينضمَّ إلى حركة فتح. ولما انجلت قوات فتح بعد احتلال إسرائيل للبنان أشرف على نقل سلاحها إلى المقاومة اللبنانية ممثلة بحركة أمل، التي عمل في صفوفها، ثم صفوف حزب الله، ثم كان في جهاز حراسة محمد حسين فضل الله، وتدرَّج في المناصب العسكرية بالحزب حتى صار أحد أبرز قادته العسكريين، وربما المستشار العسكري لأمينه العام. والمعلومات عنه غير موثقة ولا هي مؤكدة، بسبب الغموض الذي كان يحيط به، وذكر أنيس نقاش المقرّب منه أنه كان مسؤول الأمن في حزب الله، وكانت عنده مسؤولية عسكرية وأمنية في الوقت نفسه، لكنها لم تكن مسؤولية فردية. وأنه كان ينزل إلى الشارع ويحاضر ويلعب ويباحث ويقدم نفسه بأسماء أخرى، مثل مرتضى ومصطفى، وأن الكثيرين في الحزب لم يكونوا يعرفونه. وتذكر الصحف أنه كان وراء الشاحنة التي انفجرت عام ١٤٠٣هـ (۱۹۸۳) بمبنى قوات المارينز في بيروت وقُتل فيها (٢٤١) فردًا من هذه القوات، وأنه درَّب الفلسطينيين المنفيين إلى مرج الزهور بلبنان على العمليات الانتحارية، وتُنسب إليه أعمال أخرى، ولذلك أدخله مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي في قائمة أكثر «الإرهابيين» المطلوبين خطورة، وأنه نجح في التخفى من ملاحقة الأمريكيين له طوال ربع قرن، فكان الأساس في تكوين «حزب الله» فيما بعد، وأنه بعد ذلك تبنَّته قوات الحرس الثوري في إيران ودرَّبته وجعلت منه همزة وصل بين حزب الله وطهران، فكان فعّالًا في تشكيل وحدات

الحزب العسكري في جنوب لبنان، ونجح في إقناع إيران بإمداد الحزب بصواريخ طويلة المدى، كما ذُكرت له علاقة وثيقة بالتيار الصدري في العراق، وأنه هو الذي أشرف على تدريب الجماعات من جيش المهدي في معسكر إيراني قرب الحدود العراقية. اغتيل في دمشق ليلة الثلاثاء (٥) صفر، المباط فيراير (١).

#### عماد فريد = راجح راجح

عماد نفّاع (۱۳۸۶ – ۱۳۲۱ه = ۱۹۶۱ – ۲۰۱۱م) مهندس، رجل أعمال، إعلامي اجتماعي.



ولد في عمّان، تعلم في مدرسة المطران حتى الثانوية، انتقل إلى الولايات المتحدة الأمريكية ونال إجازة في الهندسة المدنية من جامعة فريزنو، وباشر عمله هناك في مجال تخصصه، وفي عام ٢٠٠١م أنشأ (مؤسّسة نفاع الدولية) للاستشارات الهندسية، وتوسّعت أعماله إلى ما يتجاوز (١٠٠) واشتهر بتخصصه في مجال كودات البناء على المستوى الدولي. وفي عام ٢٠٠٧م مع متابعي أبحاثه وخبراته، وقد تجاوز مرتادو مع متابعي أبحاثه وخبراته، وقد تجاوز مرتادو موقعه على تويتر (٢٠٠٤) شخص من مختلف بلدان العالم. توفي في كاليفورنيا ٥ مغذان،

عماد الدين أحمد عفَّت عفيفي (١٣٧٩ - ١٩٠١ه = ١٩٥٩ - ٢٠١١م) نقيه.

عُرف ب(عماد عفَّت).



من مواليد الجيزة بمصر، حصل على إجازة من كلية الآداب بجامعة عين شمس في اللغة العربية، وإجازة أخرى من كلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر، ودبلوم في الفقه الإسلامي العام من الكلية نفسها، ودبلوم آخر من كلية دار العلوم بجامعة القاهرة، وأُحيز بالقراءات العشر وأقرأها، وأخذ العلوم الشرعية والحديث الشريف عن علماء، وخاصة مفتى مصر على جمعة، ودرَّس في الجامع الأزهر القراءات والحديث والفقه الشافعي والنحو، وكان عضوًا في لجنة الفتوى بدار الإفتاء منذ عام ١٤٢٤هـ، وباحثًا فقهيًا في دار التأصيل للدارسات الشرعية، وباحثًا شرعيًا في شركة (العالمية للبرجميات صحر)، ومراجعًا للكتب الدينية، كما عمل محاسبًا، ومُدخل بيانات، وتاجرًا للكتب، وآخر مناصبه أمين الفتوى بدار الإفتاء. وذكر أنه كان متصوفًا معتدلًا، ذاكرًا لله، زاهدًا. وشارك في الثورة ضدَّ حكم الرئيس مبارك، وأفتى بعدم جواز التصويت لفلول الحزب الوطني لإفساده الحياة السياسية، ولقى حتفه في مواجهات وقعت بين متظاهرين وقوات الجيش أمام محلس الوزراء بوسط القاهرة إثر إصابته بطلق ناري، يوم الجمعة ٢٢ محرم، ۱۲ دیسمبر (۳).

 <sup>(</sup>۱) الأهرام ع ٤٤٢٧٣ (١٦/ ١٤٢٩/٢/١٦هـ)، الشرق الأوسط ٢٠٠٨/٢/١٣م، وكالة أنباء فارس (صفر ١٤٢٩هـ).

<sup>(</sup>٢) وكالة عمون الإخبارية ٧/٧/٩م.

<sup>(</sup>٣) ملتقى أهل الحديث (بتاريخ يوم مقتله).

عماد الدين التكريتي (١٣٤٥ - ١٣١٦هـ = ١٩٢٦ - ١٩٩٢م) (تكملة معجم المؤلفين)

عماد الدين عثمان أبو زيد (۱۰۰۰ – ۱٤۳۰ ه = ۲۰۰۰ – ۲۰۰۹م) (تكملة معجم المؤلفين)

عماد الدين موسى عبدالعزيز (١٣٦٩ – ١٤٣٣ه = ١٩٤٩ – ٢٠١٢م) (تكملة معجم المؤلفين)

أم عمَّار = هند هارون

عمَّار آوزقان (۱۳۲۸ – ۱۶۰۱ه = ۱۹۱۰ – ۱۹۸۱م) مناضل.



ولد في الجزائر العاصمة، تعلم في المدرسة الفرنسية، عمل بائع صحف، ثم كان في البريد، انضم إلى حركة الشباب الشيوعي، البريد، انضم إلى حركة الشباب الشيوعي، لقوصول إلى منصب أمين الحزب، وشارك في مؤتمرات اشتراكية، وكان له دور في إنشاء الحزب الشيوعي الجزائري، الذي ترعرع في أحضان الحزب الشيوعي الفرنسي. رأس تحرير جريدة «الكفاح» لسان حال الحزب، وانتخب عضوًا بالمجلس البلدي للعاصمة، ثم نائبًا بالمجلس التشريعي، ثم مال إلى الحركة الوطنية المطالبة بالاستقلال، وتقرّب من المجمعية العلماء، فطرد من الحزب، وانضمً إلى صفوف جبهة التحرير الوطني، واعتقل

سنوات. مات في ۲۹ ربيع الآخر، ٥ آذار  $(مارس)^{(1)}$ .

عمَّار بلحسن (۱۳۷۳ – ۱۹۱۶ه؟ = ۱۹۵۳ – ۱۹۹۳م) ثقافی قاصّ.



من الجزائر. أستاذ جامعي، أشرف على إصدار مجلة «التبيين»، وكتب مقالات عديدة في موضوعات ثقافية متنوعة، وكتب القصة، وعُدَّ من أبرز كتَّابِها. ومات إثر مرض خبيث فتك بجسمه، يوم ٢ ربيع الأول، ١٩ أغسطس.



عمار بلحسن أشرف على إصدار بحلة (التبيين)

وله: حرائق البحر، الأصوات، فوانيس (وكلها قصص)، الأدب والإيديولوجيا، انتلجانسيا أم مثقفون في الجزائر؟، يوميات الوجع والألم وآفاق الأمل(٢).

- (۱) موقع اللمة الجزائرية (۲۱ حول ۲۰۰۷م)، منتدى اللمة الجزائرية (۱۹۲۰هـ).
- (٢) آفاق الثقافة والتراث ع ٢ (ربيع الآخر ١٤١٤هـ)

عمار بن تومي (۱۳٤٢ – ۱۳۲۱ه = ۱۹۲۳ – ۲۰۱۳م) (تکملة معجم المؤلفين)

عمار جبار الساعدي (۱۳۹۰ - ۱۳۶۱ه = ۱۹۷۰ - ۲۰۱۳م) (تكملة معجم المؤلفين)

عمّار علي الشريعي (١٣٦٨ – ١٤٣٤هـ = ١٩٤٨ – ٢٠١٢م) موسيقار.



ولد كفيفًا في مدينة سمالوط بمحافظة المنيا في صعيد مصر. نال إجازة في اللغة الإنجليزية من جامعة عين شمس بالقاهرة، وتعلم التأليف الموسيقي في مدرسة هادلى سكول الأمريكية لتعليم المكفوفين بالمراسلة، والتحق بالأكاديمية الملكية البريطانية للموسيقي، أتقن العزف على عدة آلات موسيقية، وعزف الأكورديون وغيره في فرق موسيقية، ثم كوَّن فرقة الأصدقاء، ووضع الموسيقي التصويرية للعديد من الأفلام والمسلسلات التلفزيونية والإذاعية والمسرحيات، وعيِّن أستاذًا في أكاديمية الفنون المصرية، وله تأليفات موسيقية لعشرات الأعمال، كما قدَّم برامج شهيرة بنفسه، ولحن أغنيات لكثير من المطربين والمطربات في العالم العربي، وزادت

ص١٢٥، الفيصل ع ٢٠٣ (جمادى الأولى ١٤١٤هـ) ص١٣٩، أصوات ثقافة من المغرب العربي: الجزائر ص١٣٩، وإضافات.

على (١٥٠) لحنّا، كما تجاوز تلحينه لـ (٥٠) فيلمًا سينمائيًا، و(١٥٠) مسلسلًا تلفزيونيًا، و (٢٠) عملًا إذاعيًا، و (١٠) مسرحيات غنائية استعراضية، وهو الذي وضع موسيقي مسلسل رأفت المجان، وفوازير التلفزيون. وحصَّل جوائز. توفي يوم الجمعة ٢٣ محرم، ٧ ديسمبر. قُدِّم في فنه رسائل ماجستير ودكتوراه، منها

رسالة دكتوراه من جامعة السوربون(١).

#### عمار فراح (0071-77312=7791-11.74) محرر صحفي، يُدعى (عبدالعالي فراح).



من الجزائر. شارك في الأمور الثقافية والإعلامية بعد الاستقلال، واعتبر أحد قدماء الجاهدين، تولَّى عهدة تشريعية بالجلس الشعبي الوطني، كما تولى إدارة (ريفولسيون أفريكان) الأسبوعية (الثورة الإفريقية)، ثم يومية (النصر)، وبعدها يومية (الجاهد)، وصار مديرًا عامًا لها من بعد. توفي يوم ۲۷ شعبان، ۲۸ يوليو<sup>(۲)</sup>.

عمار محمد سميسم  $(\Gamma \Upsilon \Upsilon \Gamma - V \cdot \mathcal{I} \Gamma \alpha = \Lambda \cdot \Gamma \Gamma - V \Lambda \Gamma \Gamma \alpha)$ (تكملة معجم المؤلفين)

(١) أهل الفن ص٦٧، الجزيرة نت ١٤٣٤/١/٢٣هـ، الاقتصادية (النسخة الإلكترونية) ع ٦٩٩٧ (٢٣ محرم

(٢) وكالة الأنباء الجزائرية ٢٠١١/٧/٢٨م.

عمانوئيل بابا داود (7071 - .731a = 3781 - P . . 7a) مدرّب ریاضی مشهور، عرف برهمو بابا».



من مواليد بغداد، انتقل إلى الحبّانية (بين الفلوجة والرمادي) للعمل في قاعدة جوية، عاد لينضم إلى فريق الحرس الملكي، وتمثيل منتخب الجيش العراقي أمام منتخب مصر العسكري، وكان أشهر لاعبي زمانه، قاد منتخب العراق إلى لقب بطولة كأس الخليج ثلاث مرات، وأحرز معه الميدالية الفضية في دورة الألعاب الآسيوية في الهند عام ١٤٠٢هـ (١٩٨٢م)، وحصل على لقب بطولة العالم العسكرية في الكويت عام ١٣٩٩هـ (١٩٧٩م)، وقاد المنتخب الأولمي العراقي في دورتين، كما قاد بعض الأندية الكبيرة في العراق، ومُنح عام ١٤٢١هـ لقب «مدرب القرن العشرين» في العراق! مات مساء يوم الخميس ٤ جمادى الآخرة، ٢٨ أيار (مايو)(١).



عمانوئيل بابا قاد المنتخب العراقي عدة مرات

عمانوئيل دَدِّي (Y171 - \* \* \* 1 & = \* \* 1 / 1 - \* 1 / 1 / 1) مطران. رئيس أساقفة الموصل الكلدان. غُرف ب«ناصر اسطيفان ددي».

(٣) الجزيرة نت ٦/٣/١٤٣٠هـ.



ولد في الموصل. تلقى دراسته في مدرسة الآباء الدومنيكيين، وانتمى إلى المعهد الكهنوتي البطريركي الكلداني، رُسم كاهنًا في سنة ١٩١٩ وعيِّن في مدرسة شعون الصفا فزاول التعليم قرابة ٣٤ سنة، ثم عيِّن في كنيسة «أم المعونة» متفرغًا للحدمة الدينية، واختير مطرانًا في الموصل، وأسقفًا في كنيسة مار يوسف ببغداد، وتسلّم المطرانية في الموصل بالأصالة بعد أن كانت تابعة للإدارة البطريركية، اشترك في المحمع الفاتيكاني في أربع دورات، كتب المقالات والأشعار في محلة «النجم» منذ أول صدورها سنة ١٩٢٨، وترجم قصصًا كثيرة عن الفرنسية، ووضع عددًا من الكتب في التعليم الديني.

ومن كتبه: التعليم المسيحي المطول، دروس التعليم المسيحي، لكي تعترف وتتناول جىدًا(ئ).

#### أبو عمر؟ (TAT! - 173!a = 718! - 0 . . 74) زعيم تنظيم «جند الشام للجهاد والتوحيد».



من بلدة مضايا بريف دمشق. وتسمى

(٤) موسوعة أعلام العراق ٢/ ٢٢٧، معجم المؤلفين العراقيين ٢/ ٤٤٠.

جماعته «جماعة أبو عمر». ذُكر أنما جماعة كبيرة، ثم قُدِّرت بالعشرات، ولم تذكر جنسيته ولا اسمه أثناءها. قُتل في تبادل إطلاق النار مع القوات السورية في منطقة دفّ الشوك بضواحي دمشق، في أوائل جمادى الآخرة، أيار (مايو)، والمعلومات من حكومة البلد(۱).

عمر إبراهيم أزهر (١٣٣١ - ١٤١٢ه = ١٩١٢ - ١٩٩٢م) (تكملة معجم المؤلفين)

عمر بن إبراهيم الدسوقي (۰۰۰ – ۱۳۹۱ه = ۰۰۰ – ۱۹۷۱م) أديب مدرّس.



من مصر، تخرّج في مدرسة دار العلوم، وحصل على إجازة في الآداب من جامعة لندن، ثم كان مديرًا لكلية المقاصد الإسلامية ببيروت، ومدرسًا في ثانويات القاهرة، وأستاذًا ورئيس قسم للدراسات الأدبية بدار العلوم، وأُعير إلى جامعات ليبيا والجزائر والسعودية، ومات بالأخيرة. أسهم في تكوين لجنة البيان العربي، ودأب على مراسلة صحف عصره، ونشر مقالات في صحيفة دار العلوم.

وله تآليف، منها: المسرحية: نشأتما وتاريخا وأصولها، الفتوة عند العرب، في الأدب الحديث (٢ ج)، محمود سامي البارودي، إخوان الصفا، عجائب الآثار

(١) الأهرام ع ٧٨٢٣٤ (٥/٥/٢٢٤١ه).

في التراجم والأخبار للجبرتي (تحقيق مع آخرين)، النابغة الذبياني، النصوص العربية والحفوظات، النقد والبلاغة (مدرسي، مع آخرين)، التوضيح في دروس اللغة العربية (مدرسي). وله قصيدة مطولة (۷۷) بيتًا بعنوان: ذكرى المولد الكريم، نُشرت في العدد الرابع من صحيفة دار العلوم. ومؤلفات أخرى له ذُكرت في (تكملة معجم المؤلفين)(۲).

عمر بن إبراهيم الراكشي (١٣٥١ - ١٤٢٤هـ = ١٩٣٢ - ٢٠٠٣م)

حقوقي، أديب إسلامي شاعر. ولد في مدينة الإسكندرية، وتخرَّج في كلية

ولد في مدينة الإسكندرية، وخرَّج في كلية الحقوق بها، ثم كان مديرًا بإدارة الشؤون القانونية بالجامعة، وافتتح مكتبًا للمحاماة قبيل وفاته ليكون محاميًا أمام محكمتي النقض والإدارة العليا، ونشط في كتابة الأناشيد الدينية ولحن بعضها.

دواوينه: آدميات، دعائم (دعوة للقيم الإسلامية)، عناقيد وتجاعيد (خ)، مساكن الروح (خ). إضافة إلى قصائد له نشرت في محلات إسلامية وغيرها.

مؤلفاته الأخرى: الرحلة (قصة، خ)، أزاهير من بستان الإسلام (خ)، المواريث في الإسلام، سبحات في بحار الفكر الإسلامي، العطاء المستديم للقرآن الكريم(٣).

عمر إبراهيم الفتحلي (١٣٦٣ - ١٤٣٠ه = ١٩٤٣ - ٢٠٠٩م) (تكملة معجم المؤلفين)

عمر بن إبراهيم بن الوالي عمر (١٣٤١ - ١٤١٦ه = ١٩٢٢ - ١٩٩٥م) قاض أديب.

- (٢) معجم البابطين لشعراء العربية، مع إضافات.
  - (٣) معجم البابطين لشعراء العربية.

ولد في مدينة زاريا بنيجيريا، التحق بمدرسة العلوم العربية في مدينة كنو، ثم بجامعة زاريا، وتقلّد منصب القضاء في عدة مدن، ومات في مدينة صكتو.

مؤلفاته: علم الفلك، خصائص المختار، رحلتي إلى أمريكا، حديقة الأزهار (ديوان مطبوع بالعربية)، الميراث على المذاهب الأربعة (بالإنجليزية)(1).

عمر بن أحمد بادحدح (۱۳۴۰ – ۱۴۳۳ه = ۱۹۲۱ – ۲۰۱۱م) رجل أعمال، محسن كريم وجيه.



من مواليد منطقة دوعن بحضرموت. تعلم بنفسه، وعاش في مكة المكرمة وعمره بين ٢٠ - ١٥ سنة، استأجر محلًا تجاريًا بجدة، ومنه انطلق إلى عالم الأسواق والتجارة، وخطَّط معها لأعمال خيرية، ووضع أولويات القضايا والمشروعات لأجل ذلك، فكان ممن أسَّسوا لجنة مساعدة السجناء المعسرين بجدة، وكان يذهب إلى السجون بنفسه، ويفتح بابه لقضاء حوائج الناس، ويذهب إلى الجهات المختصة لتيسير أمورهم وإنهاء معاملاتهم، مع نشاط كبير في إصلاح ذات البين، وقد ورث عن أسلافه الحضارمة مهمة نشر الإسلام عبر (فنّ المعاملة)، ومساعدة الناس والوفاء بالعقود، وقد سعى من خلال رحلاته وأعماله الخيرية إلى زرع القيم الإسلامية ومساعدة المحتاجين، زار أوربا وأمريكا وجنوب شرق آسيا وكل الدول العربية، من خلال حضور مؤتمرات ممثلًا عن مجلس إدارة الغرفة

(٤) معجم البابطين لشعراء العربية.

التجارية ورحلات خير، وامتدَّت أعماله ومشروعاته الخيرية حتى مناطق عديدة من إفريقيا والعالم الإسلامي، كما اطلع على أوضاع اللاجئين الفلسطينيين بالأردن، وقدم لهم وللفلسطينيين عامة مساعدات في المحالات الثقافية والتعليمية والاجتماعية، من خلال مشاريع كفالة الأيتام، وكفالة الدعاة، وحلقات تحفيظ القرآن الكريم، ودعم مشاريع إعمار المسجد الأقصى، والمشاريع الموسية الأخرى (إفطار صائم، ووتيع لحوم الأضاحي... الخ)، ودعم مشاريع إغاثية كذلك. وقد توفي بجدة يوم الأثنين ١٧ محرم، ١٢ ديسمبر(١).

عمر بن أحمد البرناوي (١٣٥٤ - ١٤٣٠ه = ١٩٣٥ - ٢٠٠٩م) شاعر، إعلامي.



من مدينة بسكرة بالجزائر. تعلم في مدارس جمعية العلماء المسلمين، ثم في معهد عبدالحميد بن باديس بقسنطينة، ثم جامع الزيتونة بتونس، ومدرسة التمثيل العربي بها، ودرس الموسيقا بمعهد الرشيدية، كما حصل على إجازة في اللغة العربية من جامعة بغداد. عمل مدرّسًا بثانويات الجزائر، ومذيعًا ومنتجًا ومقدّم برامج في إذاعتي تونس والجزائر، ورأس تحرير مجلة «ألوان»، وتولى إدارة الثقافة بولايتي المسيلة وبسكرة، وإدارة دار الثقافة بالأخيرة.

نشر العديد من القصائد الشعرية، وعُرف بنشيد «من أجلك عشنا يا وطني»، وألف العشرات من المسرحيات والأوبرات، كما

(١) العربية نت ١٤٣٣/١/١٧هـ.

نشرت له المئات من المقالات الصحفية بالجزائر.

من قصائده «بداية التوبة» التي جاء في

أولها:

وآخرها:

دعوتك يا محمد ليس شركًا

فليسس سوى الجلالة من مجيب توفي يوم الثلاثاء ٢٩ صفر، ٢٤ شباط (فبراير).

صدرت له رواية بعنوان: بين الوزارة والسجن.

وذكر له ديوان مخطوط بعنوان: هكذا أحيا<sup>(۱)</sup>.

عمر بن أحمد جردي مدخلي (۱۳۲۱ – ۱۲۲۹ه = ۱۹۲۲ – ۲۰۰۸م) (تكملة معجم المؤلفين)

عمر بن أحمد بن سُمَيط (١٣٠٣ - ١٣٩٦هـ = ١٨٨٥ - ١٩٧٦م) عالم فقيه.

ولد في بلدة أتساتدا من جزر القمر،

(۲) معجم البابطين ۳/ ۲۰۱۶، موقع الإذاعة الجزائرية
 ۲۱۰۹/۲/۲٤)، المساء (الجزائر) ع ۲۱۰۰
 ۱(۱۹۳۳)، ۱۵۳۳)، وخطه من موقع بوكرش: فنون وآداب.

إن ا تشتصه مكر لخبوب ستسين ورا ثده و نا جحت بجعد كم هن كبار الفنا نين المجزائر ميين كبار الفنا نين المجزائر ميين ووا عدا سده لأنزين تعتز الاست العرب والاستان ميث بجسله المم ووا عدا سده لأن تعتز الاست العرب والاستان بي بحسله المم المنتب و نظر كم الوا مقية وتصديم لم عدا و الوظن في أشكالهم المنتب من الاتحاف الرفاق المرب الفنات الوكرش ومؤيدا ما اللا عيد من الاتحاف الرفاق عيد من الاتحاف المرب المرب وربر الولم المتا المناق المرب وربر الولم المتاقاة المحت الديدان وزير الولم المتاقاة

عمر البرناوي (خطه وتوقيعه)

استصحبه والده إلى مقرّ أهله ببلدة شبام الصفراء في حضرموت، فتخرَّج على أهل العلم هناك، وجدَّ في العبادة وطلب العلم، عاد إلى جزر القمر، وانتقل إلى «مروني» لينشر فيه العلم، وواصل رحلاته من بعد على كبر سنه من شرق إفريقيا إلى معاهد أسلافه بحضرموت، يدعو، ويقضي، ويفتي. ومات في «مروني» يوم ٩ صفر.

1189/03/23 30-141 = 1

- Wille

من تآليفه: النفحة الشذية من الديار الخضرمية (ذكر فيه أخبار رحلته من إفريقيا إلى حضرموت سنة ١٣٣٩هـ)، تلبية الصوت من الحجاز وحضرموت (طبع مع الكتاب الأول)، فوائد نفيسة تتعلق بعلم أصول الفقه (طبع مع كتاب الابتهاج لوالده).

وله رحلة أخرى مخطوطة. وقصائد ومنظومات شعرية لم بُحمع في ديوان<sup>(٣)</sup>.

عمر أحمد سيف (١٣٤٥ - ١٤٢٦ه = ١٩٢٧ - ٢٠٠٥م) عالم وناشط سياسي واجتماعي.

(٣) الجامع: جامع شمل أعلام المهاجرين المنتسبين إلى اليمن ص٠٤٠٥، مصادر الفكر الإسلامي في اليمن ص٢٦٥ (وفيه وفاته ١٣٩٧هـ، ١٩٧٧م)، وماكتبه تلميذه أحمد مشهور عنه، ملخصه في منتديات الغريب. ورسمه من شبكة شبام حضرموت.



ولد في قرية الدوم التابعة لمركز حيفان بمحافظة تعز، درس في الأربطة العلمية، وأجيز على يد عدد من العلماء في مكة المكرمة وغيرها. وقد هاجر إلى الحبشة وعمره (۱۱) عامًا، وتنقل بينها وبين اليمن، واستقرَّ في الأخيرة بعد الثورة على الحكم الملكي، وعيّن خطيبًا في الجامع الكبير، لكنه ترك الخطابة رافضًا الدعاء للرئيس عبدالله السلال، وانتقل من صنعاء إلى عدن ليعمل إمامًا وخطيبًا بمسجد النور، ومن هناك غادر إلى الحبشة مرة أخرى يدعو ويدرِّس، وتخرَّج عليه عشرات العلماء والدعاة، عاد ليخوض انتخابات مجلس الشوري عن تعز، ففاز، لكنه احتلف مع الرئيس عبدالرحمن الإرياني لتساهله مع المفسدين، فاعتُقل، ولما حرج من السجن وتولَّى إبراهيم الحمدي الحكم اختلف معه أيضًا، فانتقل إلى مدينة خمر في محافظة عمران، ومنها إلى الحديدة يتابع الدعوة ونشر العلم، وفاز في انتخابات مجلس النواب، وانضم إلى حزب المؤتمر الشعبي العام، وعمل مدة موجهًا للميثاق الوطني ورئيسًا لدائرة التوجيه والإرشاد في المؤتمر، وكان ذا علاقة وثيقة بالرئيس على عبدالله صالح، لكنه احتلف معه أيضًا لمواقف له، منها موقفه من إقرار دستور دولة الوحدة بعد قيامها، وموقفه المندد باحتلال العراق للكويت، ومن حرب الانفصال والردة عام ١٤١٤هـ. وكان عضوًا في جمعية علماء اليمن، وشارك في مؤتمرات علمية في الداخل والخارج، وله عدد كبير من المحاضرات مسجلة على أشرطة الكاسيت. توفي في ۲۲ شوال(۱).

(۱) صحیفة ۲۱ سبتمبر ع ۱۲۳۳ (مما کتبه غسان

#### عمر بن أحمد عيديد (١٣٤٣ - ١٣٤١ه = ١٩٢٥ - ٢٠٠١م) (تكملة معجم المؤلفين)

#### عمر بن أحمد المشهور (۱۳۳۹ – ۱۹۲۰هـ = ۱۹۲۰ – ۲۰۰۰م) قاض فقيه.

من ضواحي تريم بحضرموت. تعلم على شيوخها، ودرس في مدرسة جمعية الأخوة والمعاونة، إضافة إلى دروس الرباط. تولًى القضاء مدة طويلة في الحكومة القعيطية بالمكلّا، ثم تركه واستقرَّ ببلدة دمون، ودرَّس في زاوية مسجد، وتخرَّج عليه طلبة كثيرون. توفي في شهر ربيع الآخر.

نُشر له كتاب: بغية من تمنّى في توضيح بعض معالم تريم الغنّا.

ومن مصنفاته الفقهية المخطوطة: إيضاح الطريق لسير إجراءات القضاء بالتحقيق<sup>(۲)</sup>.

#### عمر إسماعيل الخطيب (١٣٥٠ – ١٤٢٨ه = ١٩٣١ – ٢٠٠٧م) علامي.



من فلسطين، وحصل منها على شهادة (المترك)، ثم عاش في الأردن، وقد حصل على إجازة في العلوم الاجتماعية من الجامعة الأميركية بالقاهرة، وماجستير في الإذاعة والتلفزيون من جامعة سيراكيوز بالولايات

مقبولي)، موسوعة الأعلام للشميري، موسوعة الألقاب البعنية ٤٩٨.

(٢) جهود فقهاء حضرموت ٢/ ١٣٧٩.

المتحدة، ودكتوراه في الإعلام من جامعة ولاية أوهايو. عمل رئيسًا لقسم الإنتاج وكبير المذيعين في الإذاعة الأردنية، ومراقبًا عامًا للبرامج بحا، ومستشارًا لشؤون الإذاعة والتلفزيون بوزارة الإعلام في السعودية، ثم في أبوظيى، ومديرًا لمكتب جامعة الدول العربية للإعلام في جنوب غرب الولايات المتحدة (دالاس، تكساس). وكان من الإعلاميين البارزين، قدَّم العديد من البرامج الثقافية الناجحة في التلفزيون و والإذاعة ، منها برنامجه الشهير «بنك المعلومات» و «نقطة تقاطع»، و «أنت وحظك»، و «فكر واربح»، وبثَّت في عدد من المحطات العربية. وقد عمل أستاذًا للإعلام في الجامعة الأردنية، وفي جامعة الملك سعود بالرياض، وجامعة ستانفور بأمريكا. وقدَّم لتلفزيون الرياض برنامجه «بنك المعلومات». وكان يسعى لتعريف الرأي العام الأوروبي والأميركي بالحقوق الفلسطينية المغتصبة. مات في ٢٧ ذي القعدة، ٦ كانون الأول (دیسمبر).

وله كتب، منها: الاتصال الجماهيري: مدخل/ جون. ر. بيتنر (ترجمة)، الإعلام التنموي، بنك المعلومات (٣ مج)، الصحافة الغربية وأسطورة الموضوعية، التعليم عبر نظم الائتمان عن بعد، الاستشعار عن بعد: الأطراف والدلالات والقضايا (بالعربية)، التدفق الدولي للأخبار: النمط والاتجاه. وله كتب أخرى بالإنجليزية أوردتما في (تكملة معجم المؤلفين) (٣).

#### عمر أميرالاي (١٣٦٤ - ١٣٦٧هـ = ١٩٤٤ - ٢٠١١م) مخرج عالمي.

(۳) الوطن (السعودية) ۱٤۲۸/۱۱/۲۹هـ، الرياض
 ع ۱٤٤٣٨ (۱۲/۲۸)، وع ۱٥٩٠٨
 (۹) ۱٤٣٣/۲/۱۹»، الموسوعة الحرة ١٤٣٣/٢/١٩م.



من مواليد دمشق، من أصل شركسي وتركي. درس في جامعة «مسرح الأمم» بباريس، واعتبر أحد صنَّاع السينما الأكثر تأثيرًا في العالم العربي، وله شهرة عالمية في أفلام. أخرج عددًا كبيرًا من الأفلام التي أثارت جدلًا، من أبرزها (طوفان في بلاد البعث) الذي أنتج عام ١٤٢٤هـ (٢٠٠٣م) ومنعته السلطات السورية (في عهد بشار الأسد). وقد تناول فيه كيفية (تدجين) الطلاب السوريين وهم على مقاعد الدراسة الابتدائية بأفكار حزب البعث وحبّ القائد وغير ذلك من الشعارات. ومن أفلامه الطويلة (الحياة اليومية في قرية سورية). وله عدة أفلام شخصية أيضًا، منها (بنازير بوتو)، ورياض الترك (الشيوعي المنشق، الذي قضى في السجن (١٧) عامًا). وأبرزها: (الرجل ذو النعل الذهبي) عن رفيق الحريري رئيس الوزراء بلبنان. ومعظم أفلامه محظورة في بلده، إذ تحتكر الدولة الإنتاج السينمائي. وذكر قبل وفاته أنه يعيش في بلد يسير بشكل ثابت نحو زواله، بعد أن خانه حكّامه، وهجره عقلاؤه، وتخلّي عنه مثقفوه. وذكر أنه مُنع من السفر والكلام، كما قيلت أحوال وأسباب في موته لم أتأكد منها، وقد توفي يوم السبت ٢ ربيع الأول، ٥ شباط(١).



طوفان في بلاد البعث

عمر البرناوي = عمر بن أحمد البرناوي

أبو عمر البغدادي = عبدالله رشيد صالح البغدادي

عمر بلعيد المزوغي (3371 - 17314? = 0791 - ... 74)باحث وشاعر شعي.



من طرابلس الغرب. حصل على شهادة من مركز الفنون الشعبية بالقاهرة. التحق بالإذاعة وعمل مشرفًا على الأدب الشعبي ومساعدًا لرئيس المكتبة الفنية، ثم كان موظفًا بالمكتب الصحفى في القاهرة. له دراسات وأبحاث في مجال التراث الشعبي، إضافة إلى عدد من الدواوين في الشعر الشعبي.

من عناوين كتبه: جهاد الشعب، وتبقى الأرض للشعب، قراءات وتأملات في الثقافة الشعبية، عروس الريف، القائد

عمر بهاء الدين الأميرى (VYY1 - 7131a = A1P1 - 7PP1a) شاعر إسلامي وزير، صاحب فكر، وجهاد، وإبداع.



ولد ونشأ في حلب، نال إجازة الحقوق من جامعة دمشق، ودرس الأدب وفقه اللغة في جامعة السوربون بباريس، وعمل في المحاماة، وكان يجيد الفرنسية والأوردية والتركية. مثّل بلاده وزيرًا مفوّضًا في السعودية وباكستان. واشترك في حرب فلسطين متطوعًا في جيش الإنقاذ عام ١٩٤٨م. وجاهد بقلمه وشعره دفاعًا عن القدس وفلسطين، يصف الهزيمة ويبشر بالنصر، وقد تأثر بنهج الإمام حسن البنا وطريقته الإصلاحية، وانتسب إلى جماعة الإخوان المسلمين، وكان يرى أن الجماعة تتوافر فيها المواصفات المطلوبة للنهوض بالأمة الإسلامية من كبوتما وتحررها من ربقة المحتل، فكان يقول: إن المستقبل لهذه الحركة الإسلامية إذا توفّر لها الفهم الصحيح للإسلام، والقيادة الحكيمة الرشيدة، والعاملون المخلصون. وقد صدق ظنه. ووصفه الشيخ على الطنطاوي في كلمة له أنه «دبلوماسي الإخوان السوريين». وأسهم في عدد من المؤتمرات العربية والإسلامية في العالم. وعمل مدرِّسًا للحضارة الإسلامية في كلية الآداب بجامعة محمد الخامس في مدينة فاس، كما عمل أستاذ كرسي الدراسات الإسلامية والتيارات المعاصرة في دار الحديث الحسنية بالرباط، إضافة إلى قسم الدراسات الإسلامية

> (٢) المختار من أسماء وأعلام طرابلس الغرب ص٢٠٥٠ دليل المؤلفين الليبيين ص٠٩٠.

العليا والدكتوراه في جامعة القرويين. وكان عضو شرف في رابطة الأدب الإسلامي، وينصح العاملين في هذه الرابطة أن يبذلوا ما يناسب أهدافها النبيلة من الجدّ والجهد المتواصل الدؤوب. وقد تأثر بمدرسة القرآن الكريم، وبعظماء الأمة الإسلامية. وبدأ نظم الشعرى وهو في التاسعة من عمري، وأحرق ديوانه الأول وهو في الثانية عشرة... وضاع من شعره الربع. وقصيدته «أب» أعجب بما عباس محمود العقاد - على قلة ما يعجبه من شعر المعاصرين - وعدُّها من عيون الشعر الإنساني. وقد تعددت معه اللقاءات، وكثرت فيه الكتابات، فقد جمع بين الأصالة والمعاصرة، وطرق موضوعات إسلامية في جوانب عميقة ، ونفذ بعاطفته الجياشة - في شعره ونثره - إلى أعماق النفس البشرية. وابتكر فكرة (الفقه الحضاري) ودعا إليه. توفي بالرياض في ٢٢ شوال، ۲٤ أبريل (نيسان).

### عمرمها الدين لأميري

تُقِدَّم مكم ديوانه الجديد «أب، مع أ أطيب تحيانه دنمنيانه ، دسكيونه معدَّاً بساع -أيكم فيه ، رنقدكم له ، والسرعينكم درحة (الله مرمانه مه

عمر بهاء الدين الأميري (خطه)

#### ومماكتب فيه:

عمر بهاء الدين الأميري: شاعر الأبوّة الحانية والبنوّة البارة والفنّ الأصيل/ محمد على الهاشمي.

المرأة بين الرصافي والأميري/ زينب بيره حيكلي .

الرؤية الإسلامية للإنسان في شعر عمر عماد الدين الأميري شاعر الإنسانية المؤمنة: دراسة دلالية وفنية صفية الميلالي. وحدة، المغرب: كلية الآداب والعلوم

الإنسانية، ١٤٢٥هـ (دكتوراه).

البناء الفني في شعر عمر بهاء الدين الأميري/ خالد سعود الحليبي (ورسالته في الدكتوراه عنوانها: عمر بهاء الدين الأميري: حياته وشعره).

القيم الروحية في شعر عمر بهاء الدين الأميري/ وائل مصباح العريني (رسالة ماجستير - الجامعة الإسلامية (غزة)،

ومن أعماله المطبوعة: أب (شعر)، الإسلام في المعترك الحضاري، الإسلام وأزمة الحضارة الإنسانية المعاصرة في ضوء الفقه الحضاري، إشراق: شعر، ألوان طيف: شعر، أم الكتاب، حجارة من سجيل: شعر وفكر وسياسة: إلى أبطال الانتفاضة الجهادية في فلسطين، رياحين الجنة: شعر في الطفولة والأطفال، المحتمع الإسلامي والتيارات المعاصرة، مع الله: شعر، ملحمة النصر: من وحى الجهاد المؤمن في رمضان المبارك، من وحى فلسطين: أمسية شعر وفكر في تطوان، نجاوى محمدية. وذكرياته صدرت بعنوان: يوميات وأيام عمر بماء الدين الأميري/ حرَّرها باسل الرفاعي. وله مؤلفات أخرى ذكرت في (تكملة معجم المؤلفين)(١).

عمر بونغو أونديمبا (١٣٥٤ – ١٤٣٠هـ = ١٩٣٥ – ٢٠٠٩م) رئيس الغابون.

اسمه السابق: ألبرت بيرنارد بونغو.



ولد في بلدة ليواي جنوب شرق البلاد

لأسرة ريفية تعمل في الزراعة، توفي والده وهو طفل. حصل على الثانوية في عاصمة الكونغو برازافيل، والتحق بالقوات الجوية الفرنسية أيام احتلالها لبلاده، فكان أول رجل أسود يخدم في القوات الفرنسية بتشاد حتى استقلال الغابون عام ١٣٧٨هـ (١٩٥٨م)، حيث عاد إلى بلده لينضمَّ إلى وزارة الخارجية، وحصل على ثقة أول رئيس للغابون ليون مبا الذي عيَّنه رئيسًا لمكتبه، وكان عمره ٢٧ عامًا، تعرَّض للاعتقال على يد جنود متمردين انقلبوا على الرئيس ليون، وأنقذتهما القوات الفرنسية، ثم كان ممثلًا خاصًا للرئيس لشؤون الدفاع والتنسيق، فوزيرًا للإعلام والسياحة، ثم كان نائبًا للرئيس، وبعد وفاته اعتلى الحكم في عام ١٣٨٧هـ (١٩٦٧م)، واعتنق الإسلام عام ١٣٩٣هـ (١٩٧٣م) في بلد يشكل فيه المسلمون أقلية (١٢٪)، وغير اسمه ليصبح الحاج عمر بونغو. أنهى نظام الحزب الواحد، وغيَّر الدستور ليسمح لنفسه بالترشح للرئاسة مرات عدة، وفي أيار (مايو) من سنة وفاته علق مهامه الرئاسية بحجة حزنه على زوجته، ونُقل للعلاج إلى إسبانيا، ومات في ١٤ من شهر جمادى الآخرة، ٨ حزيران (يونيو). وكان لديه أكثر

(۱) رحال عرفتهم في القرن العشرين ٢/ ١٠١٥ معة أوائل من حلب ص١٩٨٧، في وداع الأحلام ص٢٧، معجم الأدباء الإسلامين ٢/ ١٩٨٩، مجلة الأدباء الإسلامين ٢ / ١٩٨٩، مجلة الأدب الإسلامي مج ١ ع ص٣٦، المجتمع ع ١٩٩٩ (١١٢/١١/٢هـ) ص٤٤، والعدد الذي يليه ص٤٤، وع ١٧٤٤ ص٥٦، وع ١٣٤٤ ص٥٥، منار الإسلام ع ٦ (١٤٠٧هـ) ص١٨، الفيصل ع ٢٣٨ ص٥٤، والمجتمع ٢٨٨ (١٤٠٤هـ) مشاهير وع ٨ (ذو الحجة ١٣٩٨هـ) ص٤٢٤، وع ١٩٧٧ (ذو القعلة الشعراء والأدباء ص١٧١، وكتاب: شعراء وأدباء على منهج الأدب الإسلامي: دراسة تطبيقية ٢/ ٧ – ٢٤، وآخر كتاب، خمارة من سجيل، الأنبنية ٢/٥ – ٤٢، الحرس كتابه: حجارة من سجيل، الأنبنية ٢/٥ – ٤٢، المرس الشعر

الإسلامي الحديث ص١٥، إخوان ويكي (١٤٣٢هـ).

من ثلاثين ولدًا، كثير منهم صاروا وزراء (١٠).

عمر توفيق حوري (۱۳۳۱ – ۱۹۱۶هه = ۱۹۱۲ – ۱۹۹۹م) شاعر أخلاقي إصلاحي، رجل برِّ وإحسان.



ولد في بيروت، تنقل في عدة مدارس، ونال شهادة في الدراسات الاقتصادية، وشهادة الثانوية التجارية، بدأ موظفًا في جمرك مرفأ بيروت، ثم اشتغل بتجارة السجاد والأقمشة، وأسَّس مصنعًا لصناعة الخيوط، وكان عضوًا مؤسَّسًا ورئيسًا لمجلس الأمناء في جمعية وقف البرِّ والإحسان، ونشط في العمل الاجتماعي، واعتبر من رواد العطاءات والأعمال الإنسانية والخيرية والاجتماعية والتربوية في لبنان والعالم العربي.

صدر فيه كتاب: عمر حوري: سيرة رجل ومسيرة أمة/ تأليف حسان حلاق.

وله عدد من الدواوين، منها: نفحات (٥ ح)، يا ربّ (أدعية شعرية)، أزهار، سيرة رسول الله محمد [صلى الله عليه وسلم]، رباعيات (٢ ج)، عمر بن الخطاب (تمثيلية شعرية)(٢).

## عمر التومي الشيباني = عمر محمد التومي الشيباني

(١) الجزيرة نت ١٥/٦/١٥هـ.

 (۲) معجم الشعراء منذ بدء عصر النهضة ۲/ ۸٦٤، معجم البابطين لشعراء العربية.

عمر الجارم = عمر عبدالمحسن الجارم

عمر الجاوي = عمر عبدالله الجاوي

عمر الجبالي كيشار (١٣٣٨ - ١٠١٤ه = ١٩١٩ - ١٩٨٤م) صحفي شاعر.



ولد في مدينة مغاغة بمحافظة المنيا في مصر، تخرَّج في كلية الآداب بجامعة فؤاد الأول، واشتغل في الصحافة نحو عشرين عامًا، ثم قصد الكويت ليعمل صحافيًا في بحلتي أضواء الكويت، واليقظة، كما عمل نائبًا لمدير تحرير مجلة الرسالة حتى وفاته، ونظم الشعر ونشره في الصحف.

عمر الحاج موسى (۱۳٤٣ – ۱۳۹۷هـ = ۱۹۲۴ – ۱۹۷۷م) (تكملة معجم المؤلفين)

عمر الحسين محمد خير (۱۰۰۰ – ۱٤۲٦ه = ۲۰۰۰ – ۲۰۰۰م) (تكملة معجم المؤلفين)

عمر الحلاق (۱۳۲۲ - ۱۶۰۲ه؟ = ۱۹۰۶ - ۱۹۸۲م) عالم.

(٣) معجم البابطين لشعراء العربية.



من مواليد صيدا. تعلم في جمعية المقاصد الإسلامية، التحق بالمدرسة الحربية في إستانبول، ولكنه تركها وتوجه إلى الأزهر، وعاد فدرَّس في مدارس المقاصد، وأكبً على البحث والدرس والتأليف، وقاد انتفاضات ضدَّ المحتلِّ الفرنسي، وأسَّس أول منتدى ثقافي في المسجد العمري الكبير. كما أسَّس جمعية جامع البحر الخيرية، كما أسَّس جمعية جامع البحر الخيرية، وكان خطيب الجامع المذكور مدة طويلة، وكان خطيب الجامع المذكور مدة طويلة، ونشر العلم، وكان يجلس عصر كلَّ يوم في باب المهنار بساحة باب السراي ليجيب عن أسئلة الناس الشرعية؛ احتسابًا. وسمي شارع باسمه في صيدا؛ تقديرًا له.



له كتب عديدة، مخطوطة ومطبوعة، ومما طبع منها كتابه: البصائر<sup>(1)</sup>.

**عمر الحمصي** (۱۲۸۹ – ۲۰۰۱ه = ۱۸۷۲ – ۱۹۸۵) شيخ الطريقة البدوية.

من دمشق. سلك على الشيخ يوسف المصري بطنطا، أقام حلقة ذكر اشتهرت على الطريقة البدوية، من مريديه الشيخ

(٤) مما كتبه عبدالرحمن عثمان حجازي في جريدة اللواء (لبنان) ٢٠٠٩/٨/١١م. وصورته من موقع صيدا الآن.

حسن حبنكة. مات في ١١ ربيع الآخر(١).

عمر بن حمیدة بن قفصیة (۱۳۱۱ – ۱۳۹۷ه = ۱۸۹۳ – ۱۹۷۷م) کاتب صحفی فاضل.



من أوائل رجال الحركة الوطنية والمؤسِّسين للحزب الحرِّ الدستوري عام ١٣٣٩هـ للحزب الحرّ يقونس، وناضل في صفوفه حتى الاستقلال، وتطوع لنجدة المجاهدين في الحرب الليبية الإيطالية، وسجن هناك بالساحل. كتب في صحف تونسية وشرقية لمناصرة قضايا المسلمين.

له كتب مخطوطة، وكتاب مطبوع بعنوان: أضواء على تاريخ الصحافة التونسية. (١٨٦٠ – ١٩٠٧م)(٢).

عمر الحميدي (۲۰۰۰ - ۲۲۲۱ه = ۰۰۰ - ۲۰۰۱م) أديب فنان.



من السودان. أصله من حوض السليم عمدينة دنقلا. كاتب مسرحي وفنان تشكيلي روائي، له مقالات صحفية،

(٢) مشاهير التونسيين ص٤٠٦.

عرضت له عدة مسرحیات، منها: یلدناس فاطمة، السیل، دربکین اللیل.

وطبع له: الرمح (مسرحية)، جزيرة الغوص (رواية)، عازة (مسرحية من ثلاثة فصول عن الفنان حليل فرح بدري)، الليلة الأخيرة في حياة مثقف سوداني<sup>(۱)</sup>.

عمر حوري = عمر توفيق حوري

**عمر حيدر أمين العبهري** (١٣٦١ - ١٤٣١ه = ١٩٤٢ - ١٩٦١م) طبيب شاعر.



ولد في قرية صبارين بقضاء حيفا، هاجر مع الأسرة إلى الأردن عام ١٩٤٨م، وتخرّج في كلية الطبّ بجامعة الإسكندرية، وحصل وهو هناك على الجائزة الأولى في الشعر في مسابقة شعراء الجامعات المصرية. عاد ليعمل في وكالة الغوث الدولية بالأردن رئيسًا للقسم الطبي، كما عمل رئيسًا لهيئة المستشارين في مجلة الرصيفة الثقافية، ونائبًا لرئيس جمعية تعريب العلوم الطبية الأردنية، ونائبًا لرئيس تحرير مجلة (المقتطفات الطبية)، وأمين سرِّ لجمعية الأطباء الأدباء الأردنية، وعضوًا في عدد من الهيئات والمنتديات الثقافية. مات نحو ٩ شعبان، ٩ تموز (يوليو).

أعماله الأدبية المطبوعة: حكاية أجير، أطلت الكسوف لأي، ماذا لو (وكلها دواوين)، ويبقى الزمن العربي، شذرات، عين الفعل الثلاثي، وتبقى الكلمات (وفيه

(٣) ترجمته من كتاب له، نسيت تحديده، معجم المؤلفين
 السودانيين ٢/٤٧٤، مع إضافات.

قصائد مختارة من دواوينه الثلاثة). إضافة إلى مخطوطات له لم تطبع<sup>(١)</sup>.

عمر الخطيب = عمر إسماعيل الخطيب

عمر خلفة (۱۳۵۷ – ۱۶۰۱هـ = ۱۹۳۸ – ۱۹۸۱م) مخرج وممثل مسرحي وإذاعي.



ولد بتونس العاصمة، تخرَّج في معهد التمثيل العربي، ودرس الحركة المسرحية وفنَّ الإخراج بباريس، ثم درَّس التمثيل بالمعاهد وبكلية ابن خلدون، أنتج برامج إذاعية، وأخرج مسرحيات، وعيِّن مديرًا للغرفة الجهوية المحترفة بالقيروان، مثَّل العديد من الأدوار، إلى جانب مشاركته في الفيلم العراقي «القادسية»، وهو من الفنانين الذين تألقوا خارج الحدود، وأعدَّ للتلفزيون «الواثق بالله الخفصي»، وقام فيه بدور البطولة، نال جوائز وأوسمة. مات في الأول من جمادى جوائز وأوسمة. مات في الأول من جمادى



عمر خلفة شارك في بطولة فيلم (القادسية) وغيره

<sup>(</sup>۱) علماء دمشق وأعيانها ص١٣٤٠

 <sup>(</sup>٤) موقع بانيت - بانوراما أون لاين - أخبار محلية (إثر وفاته)، وفيات المثقفين ص ١٠٤.

<sup>(</sup>٥) شخصيات تونسية ص٢٤٠، الموسوعة التونسية ١/٥٧٠ مشاهير التونسيين ص٤٠١٠.

#### **عمر خيري** (۱۳۵۸ – ۱٤۲۰هـ؟ = ۱۹۳۹ – ۱۹۹۹م) فنان تشكيلي.

اسمه الذي اختاره: جورج إدوارد.



من السودان. درس في المعهد الفني بالخرطوم. رعى فنّه عدد من الخبراء الأجانب، كان فيما عدا الخط العربي غربيًا بحتًا، يرى نفسه أحد أبناء بريطانيا، ويحلم بها ولم يرها؟ وكان مسلمًا، ولكنه يوقع أعماله بجورج إدوارد! عمل في المجلس القومي للآداب والفنون، شارك في أكثر من (٣٥) معرضًا، ونال الميدالية الذهبية لاتحاد الفنانين العرب. كان عمله دائمًا بالحبر الأسود على الخشب الأبيض أو الخشب العادي، يغلب على صوره طابع المشغولية والحركة.



عمر خيري (رسمه، وخطه، وربما توقيعه)

أصدر الاتحاد العام للتشكيليين السودانيين كتابًا عنه بعنوان: عمر خيري: سيرته وأعماله/ محمد عبدالرحمن حسن(١).

#### عمر بن داود بومعقل (۱۳۲۱ - ۱۴۱۱ه = ۱۹۲۳ - ۱۹۹۹م) عالم إباضي، مؤرخ محقّق.

ولد في وارجلان بالجزائر، واصل دراسته العليا في المعهد الجابري ببني يسجن، عاد

(١) الكتاب الذي صدر فيه، ومماكتبه عبدالله الطيب من إعداد وجدي كامل في الشبكة العالمية للمعلومات.

مدرسًا وواعظًا في المسجد، ثم رشح ليكون رئيس الحلقة، ومفتيًا وعضوًا في مجلس عمّي سعيد ممثلًا لوارجلان، وكان مرجعًا تاريخيًا لمدينته. مات في ٢٤ رمضان، ١٤ فيفري. النفسير التفسير التفسير التفسير التفسير (تحقيق)، كتاب أبي مسألة/ أبو العباس أحمد (تحقيق)، ملاحظات حول كتاب غصن البان في تاريخ وارجلان/ إبراهيم أعزام (كراستان)، فهرست كتاب فهرست متن الديانات مع حواشي فهرست متن الديانات مع حواشي السدويكشي والمصعبي على الديانات (٢).

#### عمر دردور (۱۳۳۲ – ۱۶۳۰ه = ۱۹۱۳ – ۲۰۰۹م) عالم مجاهد.

هو أبو القاسم عمر دردور بن محمد بن منصور... بن على دردور الأكبر.



ولد بقرية حيدوس التابعة لدائرة باتنة في الجزائر، تنقل في طلب العلم بين الزوايا والجوامع، يدرُس، ثم يدرّس، وكلفه ابن باديس بتدريس طلبة مسجدي قموش وبومعزة بقسنطينة، وكان عضوًا في جمعية العلماء، وقام بنشاط مكثّف في التوعية والتوجيه الإصلاحي والسياسي، ومحاربة الدجل والشعوذة والإسراف، ثم توجّه إلى فرنسا بسبب ملاحقة السلطات الحتلة فرنسا بسبب ملاحقة السلطات الحتلة له، وهناك عمل على تطبيق برنامج جبهة التحرير الوطني في إنشاء جمعيات

(٢) معجم أعلام الإباضية ٢/ ٣٠٤.

فدرالية لعمال المهجر، ثم انتقل إلى مصر واتصل بالشيخ الإبراهيمي، وكلِّف بعدة مهام في دول عربية، ونزل تونس، وعلَّم أفواج الجحاهدين الذين كانوا يفدون إلى مراكز سيدي إسماعيل قرب باجه، وعاد بعد الاستقلال ليبنى المعهد الإسلامي بباتنة، وتضاعف عدد الطلبة فيه إلى أن بلغ ٣٠٠٠ طالب، ثم استقبل طلبة من خارج الجزائر، ثم كلِّف بإدارة معهد تكوين الإطارات الدينية بسيدي عقبة، مع قيامه بمهمة التفتيش على مستوى الولاية، وشارك في ندوات ومؤتمرات حزبية ووطنية، وبني مسجدًا.. وذكر في نعيه أنه «قائد الحركة الإصلاحية بالأوراس، ومعتمد جمعية العلماء المسلمين الجزائريين بما». ومات يوم الخميس ٢٣ ربيع الأول، ١٩ مارس (٣).

#### عمر الدسوقي = عمر إبراهيم الدسوقي

#### **عمر رضا كحالة** (١٣٢٣ - ١٤٠٨ = ١٩٠٥ - ١٩٨٧م) مؤرِّخ ومصنِّف قدير.

ولادته في دمشق. تخرّج في مكتب عنبر، أم في معاهد دمشق ولبنان، وأخذ عن علماء عصره، وعمل في التعليم مدة، ثم في التجارة، ولكنه لم يفلح فيها، ثم زهد وانعزل في بعض المدارس الملحقة بالجامع الأموي، وانكبّ على مطالعة الكتب العلمية والصوفية، ثم خرج في رحلة إلى مقالات في الصحف والمحلات، ثم عينه أستاذه محمد كرد على أمينًا لدار الكتب الوطنية في المكتبة الظاهرية، وانصرف البحث والكتابة، فأنتج أكثر من (٧٠) مصنفًا. انتخب عضوًا في مجمع اللغة العربية

(٣) مما كتبه أحمد عليوة في موقع أصوات الشمال (١٤٣هـ). ورسمه من ملونة سيدي بن عزوز، وفيها ترجمة طويلة له.

بدمشق، والمجلس الأعلى للعلوم والفنون والآداب، ومعهد التراث العلمي بحلب، والمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بمصر. توفي يوم الثلاثاء ١٠ ربيع الآخر، الأول من كانون الأول (ديسمبر).

وله مؤلفات عديدة، منها: الأدب العربي في الجاهلية والإسلام، أعلام النساء في علمي العرب والإسلام، جغرافية شبه جزيرة العرب، الجمال البشري، الزنا ومكافحته، سيف الله خالد بن الوليد رضي الله عنه، وملحقاتها، فهرس مجلة الجمع العلمي العربي (٤ مج)، المرأة في القديم والحديث، معجم قبائل العرب القديمة والحديثة، معجم مصنفي الكتب العربية في التاريخ والتراجم مصنفي الكتب العربية في التاريخ والتراجم جو في ٨ مج) وقد أكملت معجمه هذا. وله كتب أخرى ذكرت في (تكملة معجم المؤلفين) (١٠).





(۱) أعلام الأدب والفن ٢/ ٢٤٦، عالم الكتب مج ٩ ع ١ (رجب ١٤٠٨) من رسالة سورية الثقافية، نقلًا عن تشرين ع ٢٠٤٠ (٧/ ١٩٨٧) ١٩٨٥)، وترجم لنفسه في مقدمة كتابه «المستدرك على معجم المؤلفين» (طبعة ص ١٤٠٦هـ)، أعلام دمشق في القرن الرابع عشر الممجري ص ٢٨١هـ)، الموسوعة الأسر الدمشقية ٢/ ٤٢٥، الموسوعة العربية (السورية) ١١١/١٦.

#### عمر ریحان = عمر بن محمد ریحان

عمر الريشاوي (۱۳۵۲ - ۱۹۳۲ - ۱۹۳۳ - ۲۰۰۱م) داعية وكاتب إسلامي.



من مدينة حلبجة بكردستان العراق، ودرس فيها العلوم الإسلامية، ثم نشط فيها دعويًا. درَّس، والتحق بصفوف الإخوان المسلمين، من مؤسِّسي الاتحاد الإسلامي الكردستاني، وكان مستشارًا لصلاح الدين محمد بهاء الدين الأمين العام للاتحاد، واعتبر أحد أبرز العلماء والدعاة الإسلاميين في منطقته. توفي بأربيل يوم الخميس الأول من شعبان، تشرين الأول.

شارك في ندوات، وألقى محاضرات، ونشر موضوعات في الصحافة الكردية، وألف كتبًا ورسائل<sup>(٢)</sup>.

عمر أبو ريشة = عمر شافع أبو ريشة

عمر أبو زلام (۲۰۰۰ – ۱٤۲۸ه = ۲۰۰۰ – ۲۰۰۷م) مناضل. نشط باسم «ناصر الحسيني».



(٢) موقع (الملتقى) ركن الشهيد أحمد ياسين (كتب إثر وفاته).

من سورية. عُرفَ بمناصرته للقضية الأحوازية (عربستان)، فهو من المؤسّسين الرئيسيين للمجلس الوطني الأحوازي، الذي تأسّس في الكويت مطلع القرن المجري الخامس عشر، وتسلم رئاسته، ثم حُلُّ، وتابع القضية في الأمم المتحدة، كما أسَّس منتدى باسمه في دمشق باسم منتدى أبو زلام للدراسات الحضارية، وهدفه التعريف بالقضية المذكورة، وتقديم الخدمات المناضلين الأحوازيين اللاجئين إلى سورية، وكان مديرًا لجلة سومر. توفي يوم ٦ ذي الحجة، ١٥ كانون الأول (ديسمبر).



الجلس الوطني الاحوازي

عمر أبو زلام كان رئيس المجلس الوطني الأحوازي

صدر فيه كتاب بعنوان: عمر أبو زلام: عِبَر من نضال عَبَر.

ومن كتبه: الجزيرة والمسار الحضاري: عبدالعزيز آل سعود العبقرية في التحرير والتوحيد والتحضير (٣).

عمر الساريسي = عمر عبدالرحمن الساريسي

عمر سالم باعبًاد (۱۳۳۸ - ۱۹۱۵ه = ۱۹۱۹ - ۱۹۹۹م) حقوقی إداري سياسي.



(٣) موقع المحمرة، ومجلة سومر (ربيع الأول ١٤٢٩هـ).

ولد في مدينة الغرفة بمديرية سيؤون في حضرموت، أكمل دراسته في عدن، وقرأ وطالع، وخاصة في النواحي القانونية والسياسية والتجارية، وتنقل بين البلدان، ونظم وأدار الجالية العربية في أديس أبابا، وعيِّن سكرتيرًا دائمًا لها، وأسَّس نادى السلام بالغرفة، كما أسَّس أول تنظيم سياسي في حضرموت باسم «جمعية الغرفة التعاونية» عام ١٣٦٧هـ، وأسَّس كذلك ورأس المؤتمر الشعبي، الذي برز إقليميًا ودوليًا عام ١٣٨٣ هـ (١٩٦٣م)، عمل في إدارة عدد من الشركات العربية والعالمية في كثير من دول العالم لمدة (٥٠) عامًا. وكان ملمًا بالقوانين والأعراف الدولية، وكانت له علاقة مع الأحرار وقادتهم، وكتب في صحف عديدة، يمنية وعربية. وتوفي يوم الأحد ١١ شوال، ١٢ آذار (مارس) بجدة. له مؤلف مطبوع بعنوان: حضرموت والأحداث.

واثنان مخطوطان: حضرموت والحياة، حضرموت والتاريخ<sup>(۱)</sup>.

عمر سالم طرموم (۱۳۲۵ – ۱۹۲۷ه = ۱۹۲۷ – ۱۹۹۳م) داعیة قیادی ریادی.



من بيوتات قبيلة آل ديّان من قبائل العوالق، وديارهم بمحافظة شبوة في اليمن. وهو من مواليد مدينة الوهط بمحافظة لحج، من أوائل رجالات الحركة الإسلامية

(١) موقع الملتقى الثقافي الحضرمي (١٣٤١هـ)، موسوعة الأعلام للشميري.

باليمن، ولعله سبق الزبيري في الانتساب إليها، فكانت علاقته بجماعة الإحوان المسلمين أواخر عقد الأربعينيات الميلادية، وكان حينها مهاجرًا في الحبشة، وقد كتب لصحيفة الإخوان بمصر، وراسل الإمام حسين البنا، واختير أمينًا عامًا للجالية العربية في الحبشة، كما راسل الزبيري والنعمان، وكان صاحب أفكار وأطروحات رائعة، حتى كانوا يسمونه (سيد قطب اليمن). وكان الرجل الثاني في الحركة باليمن في إحدى مراحلها، وذلك عندما حطَّ رحله في الشمال، يتنقل بين الحديدة وتعز، وكان وحدويًا رائدًا، ألقى دروسًا ومحاضرات في المركز الإسلامي بتعز، وكان يطالب الناس الصدق في الالتزام بالإسلام، ويقول: إياكم أن يكون أحدكم وكأنه مسلم جنازة، أي لا قيمة له في الحياة. ويقول: إياكم أن يكون أحدكم مسلم سلطة. أي يخلط في دينه الحقّ والباطل. وجاهد ضدَّ العدوِّ المحتل، ويرسل المتطوعين بعد إعدادهم، وسُجن. وكان أحد مؤسّسي النادي الثقافي الاجتماعي الإسلامي بتعز، والرجل الأول في الحركة الإسلامية بها، وتزعم في السنوات الأخيرة حزب (المنبر الحيّ)، وترأس صحيفته المسمّاة (المنبر).

وقد جمع عبدالملك الشيباني طائفة من أقواله وتوجيهاته، ولكنها ضاعت(٢).

### عمر السعيد رمضان (۰۰۰ - ۱٤۲٥ه = ۰۰۰ - ۲۰۰۶م)

من مصر. حصل على الدكتوراه من كلية الحقوق بجامعة القاهرة عام ١٣٧٩هـ، ثم كان أستاذ القانون الجنائي في جامعتي القاهرة وبيروت العربية، ورئيس قسم (٢) الفيصل ع ١٩٦ (شوال ١٤١٣هـ) ص ١٤٠ وماكتبه عبدالملك الشيباني في الأهالي ١٤٠٠/١/١٩م، موسوعة الألقاب اليمنية: (ش – ط) ص ٩١٢. وصورته من موقع أخبار الوهط.

القانون الجنائي ووكيل كلية الحقوق بجامعة القاهرة، وأستاذًا بكلية الدراسات العليا في أكاديمية الشرطة، وكان متخصِّطًا في قانون العقوبات والإجراءات الجنائية، ومحاميًا في محكمة النقض. مات في ١٧ محرم، ٨ آذار (مارس).

من كتبه التي عددتما: مبادئ قانون الإجراءات الجنائية: قواعد المحاكمة، دروس في علم الإجرام، شرح قانون العقوبات: القسم الخاص، أصول المحاكمات الجزائية، الركن المعنوى في المخالفات (دكتوراه).



عمر سعید مخاشن (۱۳۲۹ – ۱۲۲۳ه = ۱۹۲۹ – ۲۰۰۲م) صحفی ریاضی ریادی.



من الحجاز. حاصل على إجازة في إدارة الأعمال من جامعة الملك عبدالعزيز بجدة، أشرف على القسم الرياضي بمجلة «اقرأ»، ثم عمل رئيسًا للقسم الرياضي بصحيفة «البلاد»، فرئيسًا لقسم التوزيع والاشتراكات بها. اعتبر من رواد الجيل الأول للصحافة الرياضية، وكان له العديد من الإسهامات في معظم الصفحات الرياضية بالصحف الحلية على مدى (٠٠)

عامًا أو تزيد. مات في (١٤) رمضان(١).

عمر السعيدي  $(\wedge \circ \forall 1 - \cdot (1) \land (1) = (\neg \circ (1) \land (1))$ (تكملة معجم المؤلفين)

عمر سليمان = عمر محمود سليمان

عمر بن سليمان الأشقر (POY1 - YY31 R = +3 P1 - Y1 + Ya) عالم مشارك مصنّف.



ولادته في قرية برقة التابعة لمحافظة نابلس بفلسطين، هاجر إلى المدينة المنورة وعمره (١٣) سنة، وعمل أمينًا لمكتبة الجامعة الإسلامية بالمدينة. حصل على إجازة في الشريعة، وبعد أن غادر إلى الكويت حصل على الماجستير ثم الدكتوراه من كلية الشريعة بجامعة الأزهر، درَّس في كلية الشريعة بجامعة الكويت، وبعد الاجتياح العراقي للكويت مضى إلى عمّان ليعمل أستاذًا في كلية الشريعة بالجامعة الأردنية، ثم كان عميدًا لكلية الشريعة بجامعة الزرقاء، ألم تفرَّغ للبحث والكتابة. وكان لأخيه محمد فضل عليه، فهو أخوه الأكبر وشيخه الأول، ومن شيوخه أيضًا عبدالعزيز بن باز، ومحمد ناصر الدين الألباني، وآخرون. وكان من جماعة الإحوان المسلمين بالأردن، نعاه المراقب العام للجماعة، ووصفه ب«العلامة الرباني الجاهد» و«صاحب (۱) البلاد ع ۱۲۸۷۱ (۱۱/۹/۱۲)، المدينة ع

15331 (17/9/77312).

(٢) المستقبل الإسلامي ع ١٤٦ (جمادي الآخرة ١٤٢٤هـ) ص٣٥، المحتمع ع ٢٠١٦ (٢٠١٢/٨/١٨)، موقع الإحوان المسلمين في الأردن ١٠ آب ٢٠١٢م.

الأيادي البيضاء في العلم والفضل» وأنه «علم من أعلام الأمة، ومنارة من منارات الهدى». وله مذكرات دوَّها. ومؤلفاته تدلُّ على تعمقه في الدين والثقافة. وقد توفي يوم الجمعة ٢٢ رمضان، ١٠ آب (أغسطس). وله تصانيف عديدة، منها: أسماء الله في معتقد أهل السنة والجماعة، الأعراف البشرية في ميزان الشريعة الإسلامية، أهل السنة والجماعة أصحاب المنهج الأصيل والصراط المستقيم، الإيمان بالله، الإيمان بالملائكة الأطهار، البحر المحيط في أصول الفقه للزركشي (شارك في تحقيقه عبدالقادر العاني وعبدالستار أبو غدة، ٦ مج)، بحوث في مؤتمرات دعوية وعلمية، تاريخ الفقه الإسلامي، حكم المشاركة في الوزارة والمحالس النيابية، دراسة شرعية في البطاقات الائتمانية، الربا وأثره على المحتمع الإنساني، الرسل والرسالات، الشريعة الإسلامية لا القوانين الجاهلية، صحيح القصص النبوي، صفحات من حياتي. ومؤلفات أخرى له ذكرت في (تكملة معجم المؤلفين)(١).

### عمر أبو سمرة (. VT1 - PT31 a = . 0 P1 - 1 . . Ta)

من حلب. وتعلم في مدارسها وجامعتها، وشارك في أنشطة ثقافية بها، وكتب الخاطرة، ونظم الشعر منذ ريعان شبابه، وأكثر ما نشر في صحيفة (الثقافة) الأسبوعية الدمشقية، وكان معجبًا بالشاعر عمر أبو ريشة، والشاعر على الزيبق، واهامٌ بالقضايا الوطنية والقومية والاجتماعية، إضافة إلى الوجدانيات والإنسانيات، والهوى والحمال. وقد مرض، وسافر إلى الجزائر، ولم يُشهر. مات في ۱۲ جمادي الأولى، ۱۷ آيار.

دواوينه المطبوعة: رشة عطر، أغاني من الشرق.

ومن المخطوط: منجم الصحو، أناشيد حرة، قوس قزح، شيء مني. وله كتاب نثري مخطوط بعنوان: سطور ملۇنة(٣).

# أبو عمر السيف = محمد بن عبدالله

عمر شافع أبو ريشة (FYT1 - . 131a = A.P1 - . PP1a) شاعر مطبوع، سفير أديب.



ولد في مدينة عكا، ودرس فيها عامين، ولمَّا تعيَّن والده قائمقامًا في بلدة منبج بالقرب من حلب، انتقل إليها، وتابع دراسته في مدارس حلب، وأتمَّ تحصيله الثانوي في الجامعة الأمريكية ببيروت، بعد ذلك أوفده والده إلى إنجلترا لدراسة صناعة النسيج، فدرس في المعهد الفني بمانشستر صناعة النسيج وكيمياء الصباغة، لكن نزعته الأدبية حوَّلته إلى الشعر، وعرَّج من إنحلترا إلى باريس، فكان لها تأثير في شعره، وعاد ليناضل بشعره ضدَّ المحتل الفرنسي، وعيِّن عام ١٣٥٩ه مديرًا لدار الكتب الوطنية بحلب، وخط في شعره طريقًا خاصًا لنفسه، وغدا قمَّة في الشعر العربي الحديث. وكان عضو المحمع العلمي العربي بدمشق، وعضو الأكاديمية البرازيلية للآداب كاريوكا، وعضو الجمع الهندي للثقافة العالمية، وقضى معظم

(٣) صحيفة الجماهير (حلب) ٢٠٠٨/٨/٢٠م.

حياته الوظيفية سفيرًا لسورية، فقد كان وزيرها المفوض في البرازيل، ثم في الأرجنتين وتشيلي، ثم كان سفير سوريا للهند، ثم سفير المجمهورية العربية المتحدة لها، ثم للنمسا، ثم سفير سوريا للولايات المتحدة الأمريكية. وحمل أوشحة وأوسمة عالمية عديدة. وقد توفي بالرياض منتصف ليل ٢١ ذي الحجة، وصيته.

ومن شعره ما أنشده في منى أيام موسم الحج:

أنا في موئــل النبـــوَّة يا دنيا

أؤدي فرائـــض الإيمـانِ أسأل النفس خاشعًا أترى طهرت

بـــردي من لوثـــة الأدرانِ كم صلاة صليتُ لم يتجاوز

قىدس آياتھا حىدود لساني كم صيام عانيتُ جوعى فيه

ونسيت الجياع من إحواني كم رجمتُ الشيطان والقلب مني

مرهق في حبائل الشيطانِ ربِّ عفوًا إن عشت ديني ألفاظًا

عجافًا ولم أعشـة معـانـي

ومنعه به رون

11.21/0

مريك الح بن المست و أن ما بكتراب و المريف المست و أن ما بكتراب المست و أن ما بكتراب المست و أن ما بكتراب و المعت من المعت والمعت من المعت والمعت وا

عمر أبو ريشة (خطه وتوقيعه)

ومما كتب فيه وفي شعره:

عمر أبو ريشة: دراسة في شعره ومسرحياته/ محمد إسماعيل دندي.

ملحمة النبي صلى الله عليه وسلم لعمر أبي ريشة: تحليل ونقد/ أحمد الخاني.

عمر أبو ريشة: حياته وشعره مع نصوص ختارة/ جميل علوش.

شعر عمر أبي ريشة: دراسة فنية/ محمد قاسم نعمة. - البصرة: جامعة البصرة، ٢٤١٣هـ (ماجستير).

الشعر الملحمي والمسرحي عند الشاعر عمر أبي ريشة/ محمد أحمد صوالحة. الشعر الملحمي عند عمر أبي ريشة/ محمد أحمد موسى (رسالة دكتوراه - جامعة الأزهر، ١٤١٢هـ).

الصورة البيانية في شعر عمر أبي ريشة/ وجدان عبدالإله الصائغ. - الموصل: جامعة الموصل، ١٤١٢هـ (ماجستير).

الصورة الشعرية في شعر عمر أبو ريشة/ حامد كساب عياط. - عمان: الجامعة الأردنية، ١٤١٥ه (دكتوراه).

عاشق المحد عمر أبو ريشة شاعرًا وإنسانًا/ حيدر الغدير.

عمر أبو ريشة: حياته وشعره بين الحربين العالميتين/ محمد بدر الدين الحاضري. القاهرة: معهد البحوث والدراسات العربية، ١٣٩١هـ (ماجستير).

الفكر والفنُّ في شعر عمر أبي ريشة / محمد الأمين محمد إبراهيم أبو صالح. - الخرطوم: جامعة الخرطوم (دكتوراه).

أبكي على زمن خلا من شاعر مثل عمر/ سعاد. م. أبو ريشة.

عمر أبو ريشة: دراسة فنية / حيدر عبدالكريم الغدير (رسالة دكتوراه من جامعة عين شمس).

عمر أبو ريشة شاعر الحبِّ والوطن/ عبدالعزيز النعماني.

استلهام التاريخ في شعر عمر أبو ريشة/

نحلة محمد الديري (رسالة ماجستير – جامعة الملك سعود، ١٤٢٨هـ).

عمر أبو ريشة قيثارة الخلود/ هاني الخيِّر. عمر أبو ريشة شاعرًا/ فتحي محمود الجبالي (رسالة ماجستير - جامعة الأزهر بالمنصورة، ١٤١٠هـ).

ومن أعماله: ذي قار (مسرحية)، شعر، من عمر أبو ريشة (ديوان)، مختارات (شعر)، محكمة الشعراء: كوميديا شعرية، الطوفان – عذاب (مسرحيتان شعريتان)، ديوان عمر أبو ريشة، أمرك يا ربَّ فيصل، أمسية شعرية للشاعر عمر أبي ريشة، من وحي المرأة (شعر)، قصائد مجهولة، سميراميس أمحاد المسلمين لم يظهر منها سوى قصيدة محمد صلى الله عليه وسلم(۱).

#### **عمر شاهین** (۲۰۰۱ – ۱٤۲۱ه = ۲۰۰۰ – ۲۰۰۱م) باحث نفسانی.



من مصر. أستاذ ورئيس قسم الطبّ النفسي

(۱) أعلام الأدب العربي المعاصر ١/ ١٨٨، القصائد الطوال/ حلمي القاعود ١٦٥، الموسوعة العربية العالمية ١١١ و٥٥، محدون ومحترون ص١٧، الموسوعة العربية العالمية ١١٠ أعلام من لبنان والمشرق ٢٤، عالم الكتب مع ٢١ ع ١ (رحب ١١١) ١٩١٨)، معجم المؤلفين السوريين ص١١، الاثنينية ١/ ٣٥٠، مئة علم عربي في مئة عام ص١٤١، دليل الإعلام والأعلام في العالم العربي ص٢٧، حسور إلى القمة ص١٢، مشاهير وظرفاء القرن العشرين ص١٩، الحقجي ع ٤ (جمادى الأولى ٢١١ه) ص١١، معجم أعلام المورد ص٣٤، معجم أدباء حلب ص١١٥، موسوعة أعلام العربية موسوعة أعلام العربية موسوعة بالمحريات سورية في القرن العشرين ص٧، مئة أوائل من حلب ص١٢٤، رواية اسمها سورية ص٩٤،

بجامعة القاهرة، وكيل نقابة الأطباء، رئيس الجمعية المصرية للطبِّ النفسي، رئيس مركز مكافحة المخدِّرات، رئيس الجمعية العالمية الإسلامية للصحة النفسية، وكان من الأعضاء المؤسِّسين فيها. مات يوم الاثنين ٣ ذي الحجة، ٢٦ شباط (فبراير).

#### American description of the livery

عمر شاهين.. رئيس الجمعية العالمية الإسلامية للصحة النفسية، ومن مؤسّسيها

من تآليفه: المحدِّرات: حقائق وأرقام/ دورثي دوسيك، دانييل جيروانو (ترجمة مع خضر نصّار)، تمريض الأمراض النفسية (بالاشتراك مع يحيى الرحاوي)، المضادّات الحيوية (مع رند عمر شاهين)(١).

عمر شبلي (۲۰۰۰ – ۲۲۸ ه = ۲۰۰۰ – ۲۰۰۷م) (تكملة معجم المؤلفين)

عمر شحاته خلیل (۱۰۰۰ – ۱۲۳۰ ه = ۲۰۰۹ – ۲۰۰۹م) (تكملة معجم المؤلفين)

عمر شنبوط ( · · · - PY 2 / a = · · · - A · · Y 4) من رواد المسرح بالمغرب.



درس الموسيقي، لكن طغى عليه حبُّ التمثيل، فدخل فيه منذ سنة ١٣٧٣هـ (١٩٥٣م) حتى أقعده المرض، فمثَّل في المسرح، ثم السينما، فالتلفزيون، شارك في

(۱) معلومات متفرقة من الشبكة العالمية للمعلومات

أفلام كثيرة، مغربية وعالمية، وأصبح وجهًا «مألوفًا» في السينما العالمية، حيث شارك في فيلم «سماء سماء»، و «داود»، و «حدائق الجنة»، و «مريم الناصرية»، وغيرها (٢).

# عمر صا**لح الع**رباوي (۱۳۲٤ - ۱۹۰۰ه = ۱۹۰۷ - ۱۹۸۶م)

عالم تربوي مجاهد.

اسمه الحقيقي (الحملاوي).

ولد بمدينة سيدي عيسى التابعة لولاية المسيلة في الجزائر. حفظ القرآن الكريم وطلب العلم، والتحق بركب المصلحين مع جمعية العلماء المسلمين، وأنشأ عدة مدارس، وأمَّ وخطب، وكتب مقالات في جريدة (البصائر)، والتحق بصفوف المحاهدين مناصرًا ثورة التحرير، وجمع المال والسلاح، اعتقل وعذَّب، ثم وُضع تحت الإقامة الجبرية حتى حصول الجزائر على استقلالها، وتابع نشاطه في الدعوة والتعليم، وحذَّر من ثورة الشيعة في إيران وتأثيرها، وشارك في ملتقيات دينية، وكان خطيبًا بليغًا مؤثرًا. توفي يوم الأحد ٩ ربيع الأول، ٢ ديسمبر في مدينة الحراش.

ومحاضرات مسجلة، وكتب بين مطبوع ومخطوط، مثل: الاعتصام بالإسلام، كتاب التوحيد المسمى: التخلى عن التقليد والتحلى بالأصل المفيد. وله كرَّاستان: في التفسير، وفي الفقه<sup>(٣)</sup>.

عمر الصديق مضوي (1371 - APTIA = 0791 - AVP14) (تكملة معجم المؤلفين)

عمر صليبي = عمر بن عبدالله صليبي

له مقالات منشورة في الصحف والمحلات

عمر عبدالرازق النقر ( . . . - . 73 / 6.? = . . . - P . . 79?) (تكملة معجم المؤلفين)

عمر عبدالرحمن الساريسي

(VOY! - 373 [a = A78 ! - 71.74)

من مواليد قرية ساريس في قضاء القدس. نال إجازة في اللغة العربية وآدابها من

جامعة دمشق، والماجستير من كلية الآداب بجامعة القاهرة، والدكتوراه في الأدب

العباسي من جامعة عين شمس بالقاهرة،

عمل أستاذًا في الأردن، في جامعة الزرقاء

الأهلية وغيرها، وفي الإمارات، وفي الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، وعمل سنوات في

الفريق الوطني للإشراف على تأليف كتب

اللغة العربية لمرحلة التعليم الأساسي تحت

مظلة مجمع اللغة العربية، وحضر مؤتمرات

أديب إسلامي قدير.

في الأدب واللغة والمأثورات الشعبية، وكتب دراسات وأبحاثًا عديدة في محلات وصحف محلية وعربية، كما قدم برامج تلفزيونية عن الحكايات الشعبية في الوطن العربي. من رواد الأدب الإسلامي، ومن أوائل المنتسبين إلى رابطة الأدب الإسلامي العالمية، فكان عضوًا فيها، وفي اتحاد الكتاب والأدباء الأردنيين، وجمعية الدراسات والبحوث الإسلامية، وكان عضو جماعة الإخوان المسلمين، انتسب إليها منذ سنى شبابه.

وكان وجهًا حاضرًا، وباحثًا قديرًا، وقلمًا

<sup>(</sup>٢) صحيفة المغربية ٢٠٠٨/١٢/١م.

<sup>(</sup>٣) مما كتبه مهدي حيدال في مجلة الإصلاح ع٣٣ (رمضان - شوال ۱٤٣٣هـ) ص٥٠٠.

نافذًا، يغور في أعماق البحوث، ولا يهاب الأسوار المحيطة بما، ولو كانت شائكة، صبورًا على البحث والتنقيب والمطالعة. وقد ركز على الراغب الأصفهاني وآثاره، الذي حار الدارسون في القرن الذي عاش فيه، فجاء بمقارنات عجيبة، وفصول عميقة، وقارع بالحجة آراء الأستاذ أحمد حسن فرحات في ذلك، وردَّ عليه الآخر بالمثل... وذكر أن الأدب الإسلامي بدأ في عصرنا مع الأستاذ سيد قطب، في كتابه «التاريخ فكرة ومنهاج»، وارتبط بالعلامة أبي الحسن الندوي، الذي قدم للكتاب السابق، وأطلق اسم «الأدب الإسلامي» عندما كان في زيارة إلى دمشق عام ١٣٧٦هـ (١٩٥٦م). ويقول: «الأدب الإسلامي أصبح اليوم تيارًا قويًا يملأ الأسماع، وهو في الجانب الشعري أعرض منه في القصة». ونبَّه إلى أن دعاة «تفجير اللغة» من الحداثيين دعوهم مشبوهة، يقصد من ورائها الطعن بتراثنا القديم وأساليبه الجمالية. توفي بعمَّان في يوم الأحد ٢٣ رجب، ٢ يونيه (حزيران).

عمر الساريسي (خطه)

وله أكثر من (٢٥) كتابًا، هي: تعريفات الراغب الأصفهاني (استخرجها من كتبه)، الحكاية الشعبية في الجتمع الفلسطيني: دراسة ونصوص، الراغب الأصفهاني وجهوده في اللغة والأدب (أصله رسالة دكتوراه)، رحلة العذاب: قصة الخروج من مركز الدائرة (ذكرياته، حتى عمر الحرب، رسالة في أدب الاختلاط بالناس

ورسائل أحرى للراغب الأصبهاني (تحقيق، وهي: رسالة في فضيلة الإنسان بالعلوم، رسالة في مراتب العلوم والأعمال الدنيوية، رسالة في ذكر الواحد الأحد)، الشعر في العصر العباسي: المؤثرات والظواهر ١٣٢ - ٢٥٦ه، في أدب العصر العباسي، في الدفاع عن الراغب الأصفهاني: عصره ومعتقده وآثاره، في رحاب المسجد الأقصى: خواطر ومقالات، مجمع البلاغة: مختارات في اللغة والأدب والأخبار والنوادر للراغب الأصفهاني (تحقيق)، مقالات في الأدب الإسلامي، نصوص من أدب عصر الحروب الصليبية: دراسة وتحليل، الوعى الفولكلوري في الأردن وفلسطين، معالم الأدب الإسلامي، وغيرها من المطبوعة والمخطوطة المذكورة في (تكملة معجم المؤلفين) (١).

## عمر بن عبدالرحمن السقاف (۰۰۰ - ۱٤۲٤هـ = ۰۰۰ - ۲۰۰۳م)

محرر صحفي. من اليمن. تولًى رئاسة تحرير صحيفة «الميثاق» بداية ظهورها، كما أصدر صحيفة خاصَّة في السنوات الأخيرة من عمره(۲).



عمر السقاف رأس تحرير صحيفة الميثاق

(۱) مجلة الأدب الإسلامي ع ۷۹ (۱۳۵ هـ) ص ۷۹. ۱۰۹ نقاء أجرته معه مجلة المجتمع ع ۱۲۱ فر ۱۲۱ رحب ۱۲۲ هـ) ص ٥٦ ولقاء آخر أجرته مجلة الفرقان ونشر في شبكة كافور ۲۳ فبراير ۲۰۱۲م، موسوعة أعلام فلسطين ۱۳۹۶م موقع وزارة الثقافة الأردنية (إثر وفاته)، موقعه على الفيس بوك.

(٢) موسوعة الألقاب اليمنية ٢/ ٩٠٩.

عمر عبدالسلام الخطابي (١٣٤٥ - ٢٠٠٦م) طبيب مناضل.

ابن عمِّ الأمير محمد بن عبدالكريم الخطابي.



ولد على ظهر باخرة بالمياه الدولية قرب تنزانيا. حصل على تخصص في طبِّ النساء من سويسرا، قرّر الدخول إلى المغرب بعد أن كانت الأسرة في بورسعيد بمصر. فتح مصحَّة بمدينة القنيطرة، وعالج الفقراء مجانًا، وتطوع لمعالجة المعتقلين. انخرط في العمل السياسي ورفض المناصب الرسمية. اختُطف واعتُقل وعذِّب، وفي معتقل سرى علِّق أكثر من (٢٢) يومًا فسقط على ظهره فكُسر عموده الفقري، وظلَّ يعابي منه طوال حياته. أسهم في تأسيس جمعية عمر بن الخطاب، والجمعية المغربية لمساندة كفاح الشعب الفلسطيني، والجمعية المغربية لحقوق الإنسان، ورأس نادي القنيطرة لكرة القدم، كما أسَّس مع رفقة له مؤسّسة الأمير محمد بن عبدالكريم الخطابي للدراسات والأبحاث والتوثيق التي لم يرخّص لها. مات يوم الأحد ١٢ رجب، ٦ آب (أغسطس)<sup>(۳)</sup>.

#### عمر عبدالعزيز أمين (١٣٢٦ – ١٩٠٨ه = ١٩٠٨ – ١٩٨٦م)

محرر صحفي ناشر. عُرف بعبدالعزيز أمين.

(٣) مما كتبه صديقه أحمد المرابط في ٧ غشت (أغسطس) . ٢٠٠٦م.



من مواليد القاهرة. تعلم في مدرسة الفنون والصنائع، وأرسل في بعثة إلى لندن للتخصص في اللغة الإنجليزية. أصدر في بداية حياته صحيفة مدرسية بعنوان: السمير المصوّر، ثم كان أمينًا عامًا لمتحف البريد، واستقال ليتفرّغ للعمل الأدبي والصحفي، فأصدر مجلة «مسامرات الجيب» عام ١٣٦٥هـ (١٩٤٥م)، وتوقفت بعد ثلاث سنوات، وأنشأ دار الجيب للنشر والتوزيع، ثم مجلة «الأستوديو»، ومجلة «اضحك» للشعراء والزجَّالين والرسَّامين، ثم كان مديرًا للدار القومية للطباعة والنشر، وكان عضوًا في الجمعية المصرية للترجمة. نشر من (مسامرات الجيب) أكثر من (۸۰۰) رواية، وفي أكثرها عنف وقتل وجنس وسرقة، التي تؤدي إلى إفساد المحتمع. وقد زال عنه كلُّ ما جمعه من ثراء، وعمل من بعد في جريدة (الجمهورية) محاسبًا بين العمّال.





عبدالعزيز أمين أصدر مجلة (مسامرات الجيب) ومجلة (الاستديو)

ترجم تمثيليات: ابن الشيخ، غرام في الصحراء، الشرق، آلام فرتر/ جوته، غادة الكاميليا/ إسكندر ديمان الابن، نانا/ إميل زولا، باردليس/ رفائيل ساباتيني، البؤساء/ فكتور هوجو، الخاطئة/ ماري ويب، وجه من الماضي/ أجاثا كريستي، جريمة غرام/ ماري كوريللي، أحزان الشيطان.

وله بضع مقالات، وقصة قصيرة بعنوان: عقد اللؤلؤ، وكتاب: الثورة الروسية(١).

عمر عبدالعزيز الشيلخاني (١٣٦٣ - ١٣٤١ه = ١٩٤٤ - ٢٠١٠م) عالم أصولي.



من العراق. درس على والده الذي كان من علماء عصره، وتابع دراسته الجامعية والعليا في الأزهر، فحصل على الدكتوراه من كلية الشريعة والقانون عام ١٣٩٠هـ في علم أصول الفقه، وعاد ليدرِّس في جامعة بغداد، ثم رحل إلى مكة المكرمة فدرَّس بجامعة أم القرى، كما درَّس بالجامعة الإسلامية في المدينة المنورة، واشتهر بتدريسه كتاب «الكوكب المنير» لابن النجار، وتخرَّج به ثلة من علماء الأصول. ثم وفد إلى قطر ليدرِّس بكلية الشريعة، ثم كان خبيرًا بوزارة الأوقاف هناك، وعضوًا بلجنة إحياء التراث الإسلامي، وشارك معها في تحقيق وطباعة مجموعة من كتب التراث الإسلامي. ولم ينقطع عن التدريس إلا حين داهمه المرض. وكان عضو الاتحاد

(١) رواد معاصرون/ أحمد حسين الطماوي ص ٥١١،
 معجم البابطين لشعراء العربية.

العالمي للعلماء المسلمين، الذي نعاه بأنه «العلامة الأصولي المحقق»، وأنه «تخرَّج على يده أعيان المشايخ الفقهاء». توفي فحر يوم الأحد ١٣ شعبان، ٢٥ تموز. له مقالات وبحوث في مجلات جامعية.

ومن مؤلفاته: مباحث التخصيص عند الأصوليين (أصله دكتوراه)، مفهوم الصلة والاحتجاج به في الشريعة والقانون، الزيادة على النص: حقيقتها وحكمها وأثر ذلك في الاحتجاج بالسنة الآحادية(٢).

عمر عبدالعزيز عمر (۱۰۰۰ - ۱۲۳۲ه = ۱۰۰۰ - ۲۰۱۳م) أستاذ التاريخ.



من مصر. عميد كلية الآداب بجامعة طنطا، وبجامعة بيروت العربية، والإسكندرية، وفرع دمنهور، نائب رئيس جامعة الإسكندرية، عضو لجان أساتذة التاريخ، مؤسس مدرسة التاريخ العثماني بجامعة الإسكندرية. نعي في عجادي الأولى، ١٦ مارس.

أهدي إليه كتاب «تكريم مسيرة دراسات تاريخية» وصدر في جزأين عام ١٤٢٧هـ بتحرير جمال محمود حجر.

من عناوين كتبه: محاضرات في تاريخ الشعوب الإسلامية في العصر الحديث، التاريخ الأوروبي والأمريكي الحديث، تاريخ

(٢) منتديات موقع الألوكة ١٤٣١/٨/١٣هـ، ملتقى النخبة الإسلامي (إثر وفاته)، موقع صحيفة العرب ع ٨٠٧٩ (٢٠/٨/١٤)، معجم المؤلفين والكتاب العراقيين ٥/ وإضافات.

مصر الحديث والمعاصر ١٥١٧ - ١٩٢٢م، دراسات في تاريخ العرب الحديث والمعاصر، تاريخ المشرق العربي ١٥١٦ - ١٩٢٢م، تاريخ أوروبا الحديث والمعاصر ١٨١٥ الدولية في العصر الحديث.

#### عمر بن عبدالعزيز المترك (١٣٥١ – ١٤٠٥هـ = ١٩٣٢ – ١٩٨٥م) فقيه قاض.

ولد في بلدة شقراء بنجد، التحق بالدراسة في كلية الشريعة بالرياض حتى تخرج منها عام ١٣٧٧هـ. كان أول طالب ابتُعث من قِبل رئاسة القضاة إلى مصر، وأول طالب تعادل شهادته من كلية الشريعة بالرياض بشهادة كلية الشريعة بالأزهر، حصل على الدكتوراه من كلية الشريعة بجامعة الأزهر عام ۱۳۹٤هـ، وترقى إلى مرتبة وزير مستشار بالديوان الملكي، وبقي فيه حتى وفاته. وكانت له مشاركات في التدريس بالدارسات العليا في كلية الشريعة بالرياض، ومناقشة عدد من الرسائل العلمية: بلغت نحو أربعين رسالة. وقد عهد إليه الملك فيصل برئاسة وفد رابطة العالم الإسلامي لمقابلة عدد من رؤساء الدول الإسلامية في آسيا. توفي يوم الثلاثاء ٧ جمادي الآخرة. طبعت رسالته في الدكتوراه بعنوان: الربا والمعاملات المصرفية في نظر الشريعة الإسلامية/ اعتنى بإخراجه وترجم للمؤلف بكر بن عبدالله أبو زيد(١).

عمر عبدالفتاح التِّلِمْساني (۱۳۲۲ - ۱۹۰۱ه = ۱۹۰۶ - ۱۹۸۲م) المرشد العام للإخوان المسلمين في مصر.

 (١) والترجمة مأخوذة من المقدمة التي فيها ترجمته، وله ترجمة في: من أعلام القرن الرابع عشر والخامس عشر ١/ ١٤٥.



ولد في القاهرة. نشأ في جوِّ بعيد عن البدع، تخرج في كلية الحقوق عام ١٣٥٢هـ، وتمرَّن على الحاماة، واتخذ له مكتبًا، وانضمَّ إلى جماعة الإخوان المسلمين، فكان أول محام ينضم للجماعة، ويوقف فكره وجهده للدفاع عنها. ولم يشغله عمله عن تثقيف نفسه، فقد كان مطالعًا في كتب الفقه والتفسير والحديث والسيرة النبوية، وحفظ كمًّا من الأحاديث. ويقول في أسلوبه الدعوي: «ما خفت أحدًا في حياتي إلَّا الله، ولم يمنعني شيء من الجهر بكلمة الحق التي أؤمن بما، مهما ثقل وقعها على الآخرين، ومهما لقيت في سبيلها من العنت.. أقولها هادئة رصينة مهذبة لا تؤذي الأسماع ولا تخدش المشاعر، وأتجنب كل عبارة أحسلُ أنها لا تُرضى محدِّثي أو محادلي، فأجد من الراحة النفسية في هذا الأسلوب ما لا أجده في سواه، ولئن لم يكسبني الكثير من الأصدقاء، فإني قد وُقيتُ به شرَّ الكثير من الأعداء، هذا إلى ما نالني ورقيت به منذ انتسابي إلى جماعة الإخوان المسلمين..». وظل خلف الأسوار أكثر من سبعة عشر عامًا، بداية من عام ١٣٧٤هـ عندما حكم عليه بالأشغال الشاقة ١٥ عامًا، ثم أعيد اعتقاله فور انتهاء المدة عام ١٣٨٩هـ حتى أفرج عنه عام ١٣٩١هـ وأعيد اعتقاله مرة أخرى في مذبحة ٥ سبتمبر الشهيرة عام ١٤٠١هـ. تولَّى منصب المرشد العام للإخوان المسلمين بعد وفاة المرشد الثابي الأستاذ حسن المضيبي في شهر شوال عام

١٣٩٣ه (نوفمبر ١٩٧٣م). يقول رحمه الله: إنَّ ثبات السجين على دعوته انتصار للحق على الباطل وهزيمة للباغي في عجزه عن تحقيق بغيته، وإن السجون مدرسة للتطهُّر والصفاء وترسيخ اليقين.. قال: وكم من أخ أدخل على إخوانه وقد سال دمه وتمزَّق لحمه وبرزت عظامه، وهو يبتسم، وهم من حوله محزونون مغمومون لما أصابه من التعذيب... وفي حديث شعبي للرئيس أنور السادات حضره التلمساني، وبثَّ في الإذاعة والتلفاز، اتمم جماعته بالفتنة الطائفية، وساق إليها أنواع التهم، فقال له: الشيء الطبيعي بإزاء أي ظلم يقع على من أي جهة أن أشكو صاحبه إليك، بصفتك المرجع الأعلى للشاكين بعد الله، وها أنذا أتلقى الظلم منك، فلا أملك أن أشكوك إلا إلى الله. وأصاب السادات الرعب بما سمع.. فلملم تُممه، وانقلب مستعطفًا يسأل المظلوم إلغاء شكواه.. كل ذلك على مرأى ومشهد من مئات الحاضرين لذلك الحفل، وملايين المشاهدين عن طريق التلفاز!

وقال في كلمة وجُّهها إلى الدعاة والشباب: «الصعاب التي تعترض الدعاة في هذا العصر عاتية غاشمة. القوة المادية في يد أعداء الإسلام، وقد اتحدوا مع اختلافهم على أهله، وأكبر تركيزهم على الإحوان المسلمين. وعلى أساس الموازين البشرية لم يكن لجنود طالوت المؤمنين طاقة بجالوت وجنوده، ولكن لما أيقنت عصبة الإيمان أن النصر من عند الله وليس مرهونًا بالعدد والعدة، هزموا كتائب جالوت بإذن الله. إننى لا أستهين بقوة العدد، ولا أطلب من الدعاة أن يخلدوا إلى التواكل ومصمصة الشفاه، وتحريك الأعناق يمنة ويسرة، وضرب الأكفِّ بعضها ببعض.. إنما نكبة النكبات القاضية الماحقة الساحقة، ولكن التمسُّك بالوحى المنزل من عند الله،

والجهر بكلمة الحق في إصرار واستمرار، والاستهانة بكل صنوف الإيذاء، وضرب المثُل العالية من أنفسهم في الرجولة والبطولة والثبات، ويقينهم بأنَّ الله مبتليهم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، ليعلم الصادقين من المزيفين.. هذا كله من أسباب النصر في سنن الله، وقصص القرآن خير شاهد على ذلك. أما الشباب فإن العزيمة التي تواكب وعيه العميق في غير حاجة إلى الكثير من التجارب، ولكنها بحاجة إلى الكثير من الصير، والالتزام بتوجيهات الوحى من الكتاب والسنة. ثم من حيوات السلف الصالح الذين قيَّدوا تصرفاتهم بها، فحقَّق الله لهم من العزّة والسؤدد ما يشبه الخوارق». وعاش قضايا عصره يدافع عن الإسلام المكبوت في أفغانستان، وعن المسلمين المضطهدين في بلاد كثيرة، حريصًا على جمع شمل المسلمين، مذكِّرًا إياهم بألَّا يرهبوا أعداءهم أو يخافوا سطوة الولايات المتحدة وروسيا أو رعونة إسرائيل، فسنن التاريخ تؤكد أن القوة لا تدوم، وأن الضعف ليس حليف شعب بذاته.. ولكن الأيام دول.. توفي يوم الخميس ١٤ رمضان.



عمر التلمساني (خطه وتوقيعه)

# ومماكتب فيه:

عمر التلمساني/ مصطفى العبودي. عمر التلمساني بين حماس الشباب وحكمة الشيوخ/ مصطفى العدوي.

عمر التلمساني شاهدًا على العصر: الإحوان المسلمون في دائرة الحقيقة الغائبة/

إبراهيم قاعود.

عمر التلمساني المرشد الثالث للإخوان المسلمين/ محمد سعيد عبدالرحمن. عمر التلمساني وداعًا (بدون بيانات نشر).



عمر التلمساني كان المرشد العام للإخوان المسلمين

ومن آثاره العلمية: قال الناس ولم أقل عن حكم عبدالناصر: آراء المعاصرين في جمال عبدالناصر وحكمه، الملهم الموهوب حسن البنا: أستاذ الجيل، الإسلام ونظرته السامية للمرأة، أيام مع السادات، ذكريات لا مذكرات، شهيد المحراب: عمر بن الخطاب (تحقيق على جمعة)، الخروج من المأزق الإسلامي الراهن، الحكومة الدينية، الإسلام والحياة، آراء في الدين والسياسة (دراسة وإعداد سيد خسرو شاهين)، بعض ما علمني الأخوان المسلمون، ثلاثة وثلاثون يومًا من حكم السادات.

وله إلى جانب هذا افتتاحيات لمحلة الدعوة، وما كتبه حول الشؤون الإسلامية في المحلات والصحف السيارة.

ومذكراته نشرت في «الشرق الأوسط» ثم صدرت في كتاب بعنوان:

عمر التلمساني من التانجو في عماد الدين إلى زعامة الإخوان المسلمين (حوار عصام الغازي)(١).

(۱) علماء ومفكرون عرفتهم ۲/ ۲۲۷، الجمهورية ع ۱۲۲۸ (۱٤۰۷/۱۰/٥) بقلم شكري القاضي، المجتمع ع ۷۲۹ (۱۹/۹/۱۹) هـ) ص۱۹، وع ۷۷۴ ولياته للشاعر شريف قاسم، وع ۱۳۸۸ (رمضان ۱۱۲۰ه) هـ) ص۱۵، وع ۱۱۸۱ ص ۲۰، وع ۱۳۰۸ ص ۵۰، البعث

عمر بن عبدالكريم الجَيِّدي (١٣٦٨ - ١٤١٦هـ = ١٩٤٨ - ١٩٩٥م) فقيه مالكي محقق.



ولد عدشر الريفيين بالمغرب، تعلم على والده، فحفظ القرآن وجوَّده، وبدأ دراسته بالبادية على الفقيه العياشي بن علي أعراب بجامع تندمان بقبيلة بني بوزرة إحدى قبائل غمارة؛ ثم التحق بالمعهد الأصلي بتطوان، وحصل على الإجازة من كلية أصول الدين بتطوان، والدكتوراه من دار الحديث الحسنية، ودرَّس فيها منذ تخرُّجه عام ١٤٠١ه حتى وفاته. وكان لا على من القراءة والكتابة على ضعف بصره، وخص كل وقته للتعريف بمذهب مالك في الغرب الإسلامي.

نشر مجموعة أبحاث ومقالات في كبريات المجلات والموسوعات، مثل مجلة دعوة الحق؛ ومجلة دار الحديث الحسنية، (وكان من أسرة تحريرها)، ومعلمة المغرب (موسوعة، شارك في تحرير مجموعة من موادها، وكان من آخر ما حرره في حرف التاء: تيكساس). ومات يوم الخميس ۲۱ صفر، ۲۲ يوليو.

من كتبه: أحبُّ الصحبة: شروطها - حقوقها - فوائدها، العرف والعمل في المذهب المالكي ومفهومها لدى علماء المغرب، مباحث في المذهب المالكي بالمغرب، محاضرات في تاريخ المذهب المالكي في الغرب الإسلامي، مباحث

الإسلامي مج ٣١ ع ٤ (ذو الحجة ١٤٠٦هـ) ص٩٥، دليل الإعلام والأعلام في العالم العربي ص٤٠٦، وجوه عربية وإسلامية ص٨٣، أعلام مصر في القرن العشرين ص٤٢٧.

في المذهب المالكي بالمغرب، التشريع الإسلامي: أصوله ومقاصده، الفقيه ابن عرضون الكبير: حياته وآثاره (أصله ماجستير)، من أعلام غمارة (خ)، الجزء الرابع من النوادر والزيادات لابن أبي زيد القيرواني (تحقيق)، الجزء السادس عشر من التمهيد لابن عبدالبر (تحقيق بالمشاركة)(1).

## عمر عبداللطيف تكلة (نحو ١٣٦٣ - ١٤١٠م؟ = نحو ١٩٤٣ - ١٩٩٠م) (تكملة معجم المؤلفين)

# عمر عبدالله أحمد يوسف (١٣٥٥ - ١٤١٤هـ = ١٩٣٦ - ١٩٩٤م)

أديب وشاعر إسلامي. مولده في مدينة أبي حمد

مولده في مدينة أبي حمد بالمديرية الشمالية في السودان. أعدَّ رسالة الماجستير بجامعة أم درمان الإسلامية ولم يناقشها لأسباب صحية، تنقل مدرسًا في أقاليم السودان المحتلفة، وكان عضوًا في اتحاد الأدباء السودانيين، وشارك في مناسبات أدبية عامة، ونظم الشعر. وتوفي يوم الأحد ٢٥ دي القعدة، ٥ أيار (مايو).

ترك (٢٧) كتابًا معظمها مخطوط، المطبوع منها: موقعة أبي حمد (ملحمة شعرية)، بردة الحرمين، حيرة الشاعر.

ومن المخطوط: المديح النبوي، الأدب المقارن، أدب التوبة في العصرين الأموي والعباسي (رسالة الماجستير التي لم تناقش)، فلسفة الدوائر: منهج في فلسفة مبتكرة. ومن دواوينه المخطوطة: الخلُّ الوفي (٤ جي، الوسيلة في مدح خير البرية، تخميس بردة الإمام البوصيري، البرج العاجي (شعر صوتي). ومؤلفات أخرى له ذكرت في (تكملة معجم المؤلفين)(٢).

(١) معلمة المغرب ١/ ٣٢١١.

(٢) الموسوعة الحرة (مما كتبه الصديق عمر عبدالله) ٢/١١/٥/٢ معجم المؤلفين السودانيين ٢/١١/٥٠

## عمر عبدالله الجاوي (۱۳۵۷ – ۱۶۱۸ه = ۱۹۳۸ – ۱۹۹۷م) کاتب سیاسی حزبی، محرر صحفی.



ولد في قرية الوهط بوادي لحج في حضرموت، ونسبته إلى منطقة جاوة بأندونيسيا التي هاجرت إليها أسرته قديمًا، وأسهمت في نشر الدعوة الإسلامية بها. درس في مصر، وفي كلية الصحافة بروسيا. وكان قد أبعد من القاهرة بسبب ميوله الماركسية. ترأس رابطة الطلاب اليمنيين في روسيا، وحصل على الماجستير في الصحافة. عمل على تأسيس اتحاد الأدباء والكتاب اليمنيين وعمل أمينًا له، أنشأ حزب «التجمع الوحدوي اليمني» عقب قيام الوحدة، وأسَّس أول وكالة أنباء يمنية، شارك في تأسيس حزب العمال والفلاحين عام ١٣٨٩ه، وعمل مديرًا للإذاعة والتلفزيون بعدن، كما شارك في تأسيس حزب العمل اليمني عام ١٣٩١هـ، وتبنَّى تأسيس الجلس اليمنى للمنظمات المهنية والإبداعية وتولَّى رئاسته، وكانت له أدوار نضالية سابقة. ودعا إلى الوحدة بحماس. رأس تحرير صحيفة الثورة، ومجلة «الحكمة» الصادرة عن اتحاد الأدباء والكتاب، وهو الذي أنشأ المحلة. ثم تولَّى رئاسة تحرير جريدة «التجمع» لسان حال الحزب الذي أنشأه. مستشار في مكتب رئاسة الجمهورية بعد الوحدة، وأسهم في صياغة الدستور. مات في ٢٣ شعبان، ٢٣ كانون الأول



مجلة الحكمة أنشأها عمر الجاوي وتولى رئاسة تحريرها

وله كتب، منها: حصار صنعاء، الصحافة النقابية في عدن، السياسة الاستعمارية في جنوب اليمن/ فالكوفا (ترجمة من الروسية)(٣).

# عمر بن عبدالله بن سالم (۱۳۲٦ - ۱۹۱۸ه = ۱۹۰۸ – ۱۹۹۷م؟)

ولد بتريم في حضرموت. أخذ عن عمه المفتي محمد بن أحمد بن سالم الخطيب التريمي، تنقّل في الأسفار حتى استقرّ بسنغافورة، فكان مفتيًا ومرشدًا وقاضيًا وخطيبًا حتى توفاه الله هناك(أ).

#### عمر بن عبدالله صليبي (١٣٧١ - ١٤٢٩ه = ١٩٥١ - ٢٠٠٨م) باحث في التاريخ المحلى، شاعر.



 (٣) اليمن في ١٠٠ عام ص ٣٤٠، معجم البلدان والقبائل اليمنية ١/ ٢٧٦، موسوعة الأعلام للشميري، موسوعة الألقاب اليمنية ١/ ٤٩٢.

(٤) إدام القوت ص٩٣٤.

(ديسمبر).

ولد في دير الزور بسورية. حصل على إجازة في الجغرافيا من جامعة دمشق. درَّس في ثانوية الفرات بالدير، وانتُخب عضوًا في مجلس الشعب، وكان عضوًا في لجنة الصداقة السورية البريطانية، وعضو اتحاد الكتاب العرب، وأمين فرع حزب الوحدويين الاشتراكيين الديمقراطيين بالدير، عضو اللجنة المركزية للجبهة الوطنية التقدمية بسورية. ألقى محاضرات، ونشر وكتب في التاريخ والشعر والقصة والسياسة. ولعلّه مال إلى الكتابات الإسلامية في ولخرة عمره، فقد ألَّف كتابين لم يتمهما، والحرافيا قباد قبات من الهدى والإيمان، والجغرافيا في القرآن الكريم. مات يوم الأربعاء ٣ أو

٤ ربيع الآخر، ٩ نيسان (أبريل). وصدر له: لواء الزور في العصر العثماني إداريًا وسياسيًا، لواء الزور في العصر العثماني احتماعيًا واقتصاديًا، لواء الزور: معالم وأعلام ونضالات من عام ١٥١٦ - للبنفسج والفرات، دير الزور ماض عريق وحاضر مشرق (مع آخرين).

وذكر له «تحت الطبع»؟ الدواوين التالية: رؤى، الأزهار والربيع، الليل والصهيل، وكتاب: العرب والمتغيرات الدولية(ديوان). وغيرها المذكورة في (تكملة معجم المؤلفين)(١).

#### عمر بن عبدالله عودة الخطيب (١٣٥٤ - ١٩٢٤ه = ١٩٢٦ - ٢٠٠٣م)

كاتب وباحث إسلامي أكاديمي، وزير. ولد في دمشق. حصل على إجازة في الشريعة من الأزهر، وإجازة في التربية وعلم النفس من كلية التربية بجامعة دمشق. درًس

(١) الحركة الثقافية في دير الزور ص٢٥٦، دليل أعضاء
 اتحاد الكتاب ص٢٢٩٥، الأسبوع الأدبي (دمشق) ع
 ١٠٩٩، موقع دير الزور ١ حزيران ٢٠٠٩م.

ولاني إذ أكر هذا في صنوى ساعلمت عنه موس خلال مارأيت فيه سولد أركي على الله أحداً \_ ليُسأل الله بنارك وتعالى أن ميده لبعوين و توضيفه . وصلى الله على نبينا محد وعلى آله وصحبه.

P 1810/10/4.

عمر من عبدالله عودة الحيطيب الدُستاذ بجاسة اليرمام ممري ميودالي المرمية

عمر عبدالله فروخ

 $(3771-A\cdot31a=7\cdot P1-VAP14)$ 

#### عمر عودة الخطيب (خطه وتوقيعه)

التربية الإسلامية واللغة العربية في ثانويات دمشق، اختير الوكيل الأول لنقابة المعلمين في سورية، ثم نائبًا عن دمشق في المجلس التأسيسي النيابي سنة ١٣٨١هـ، ثم وزيرًا للتموين عام ١٣٨٣هـ، وفي السنة نفسها توجه إلى السعودية ودرَّس في جامعة الإمام خاصة، وارتبط بقسم الثقافة الإسلامية من كلية الشريعة الذي قام بتأسيسه، وأشرف وناقش كثيرًا من الرسائل الجامعية هناك. وكان لطيفًا، ذا بيان وحجَّة، عالي الثقافة، له فضل على كثير من طلبة العلم. وكان يعاني من مرض القلب... حتى مات رحمه يعاني من مرض القلب... حتى مات رحمه

ومن آثاره المطبوعة: نظرات إسلامية في مشكلة التمييز العنصري، لمحات في الثقافة الإسلامية (طبع طبعات عديدة)، المسألة الاجتماعية بين الإسلام والنظم البشرية، يوم الإسراء والمعراج.

الله في شهر جمادي الآخرة.

إضافة إلى مقالات له وقصص نشرت في مجلة (الرسالة) المصرية و (حضارة الإسلام) المدمشقية (٢٠).



ولد في بيروت، نشأفي كنف أسرة متدينة تحبُّ العلم. تلقى علومه في الكلية السورية الإنجيلية (الجامعة الأمريكية حاليًا) وحاز منها شهادة في اللغة العربية وآدابها، ثم في العلوم. انصرف إلى التدريس الثانوي متنقلًا بين فلسطين وبيروت وبغداد وسورية، إلى أن سافر إلى ألمانيا لمتابعة دراساته العليا في اللغة والتاريخ والفلسفة، فنال شهادة الدكتوراه. وآب إلى بيروت واشتغل بالتدريس الجامعي في الجامعة اللبنانية، وجامعة بيروت العربية، وجامعة دمشق، محاضرًا عن التاريخ الإسلامي والعربي، وتاريخ العلوم عند المسلمين، كما عمل أستاذًا في جمعية المقاصد الإسلامية الخيرية. وقد شارك في مؤتمرات إسلامية وعربية عديدة، وأسهم في تأسيس جمعيات إسلامية وثقافية، وكان عضوًا فعالًا في الجامع العلمية العربية في القاهرة ودمشق والعراق، وشارك في جلسات رابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة، ودافع عن الفصحى وعن التراث



(٢) موسوعة أعلام سورية ٢/ ١٩٩.

الإسلامي، وصحح الكثير من الآراء الشعوبية التي وجهها أعداء الدين إلى تراثنا. وقد طالب العرب بالتجديد في أنفسهم لا في الإسلام، فأسباب تخلف المسلمين هو هجرهم العلم الصحيح، وكرههم التنظيم، وتطويرهم الأخلاق على نحو مادي نفعي، فقد تركوا آليات تقدم السلف، ولجأوا إلى آليات الحضارة الغربية. وهو يذكّر بجيل الموسوعيين من الأعلام الرواد، وكان بعيدًا عن الانتماء الحزبي، ولذلك تمتَّع بالطلاقة والرحابة بدون قيود تضيِّق عليه أُفق الأدب والفكر. ذا شخصية جادة ومأنوسة، قادرة على التعايش، دون أن يعطى الدنية من دينه، بعيدًا عن المهاترات ، ولذلك لم تشغله الشحناء، ولم تنل منه العداوات والخصومات. ومثّل صيحة النذير، نبّه إلى المخاطر، وقرع طبول الإنذار بالخطر، واستنهض الأمة، وصوَّب الأمة، وبصَّرها بتراثها. اعتزَّ بانتمائه إلى الإسلام والعروبة، وارتكز إلى التربية والتعليم، وكان صاحب نظرات في اللغة والفلسفة والاجتماع والتاريخ والتشريع، فأفاد منه الجميع. له مقالات ودراسات في محلات إسلامية وعربية وأجنبية، وكانت آخر محاضرة له قبل أسبوع من وفاته في النادي الثقافي العربي بمناسبة مرور ثمانمائة عام على معركة حطين، وقد تساءل في نهاية كلامه بمرارة: أين هو صلاح الدين منقذ هذه الأمَّة اليوم؟ وافاه الأجل في ١٦ ربيع الأول، الموافق ٧ تشرين الثاني إثر نوبة قلبية وهو يكتب على الآلة الكاتبة مقالًا عن «التراث الإسلامي».

(يحذف عنوان الكتاب ويبقى الخط فقط)

أصدر مجمع اللغة العربية بدمشق كتابًا في سيرته بعنوان:

الدكتور عمر فروخ: كفاح خمس وستين عامًا دفاعًا عن العروبة والإسلام/ عدنان الخطيب.

ومماكتب فيه وفي علمه أيضًا:

عمر فروخ في خدمة الإسلام/ أحمد العلاونة.

عمر فروخ ودراساته الأدبية والنقدية/ هيفاء رشيد الجهني (أصله رسالة ماجستير).

ومن مؤلفاته: الأسرة في الشرع الإسلامي،

الإسلام في مفترق الطرق/ محمد أسد (ترجمة)، الألمانية من غير معلم، تاريخ الأدب العربي (٦ مج)، تاريخ الجاهلية، تاريخ العلوم عند العرب، التبشير والاستعمار في البلاد العربية، التجديد في المسلمين لا في الدين، التصوف في الإسلام، خمسة شعراء جاهليون، العرب والفلسفة اليونانية، غبار السنين. وله مؤلفات أخرى ذكرت في (تكملة

معجم المؤلفين)(١).

**عمر عبدالمحسن الجارم** (۱۳۳۸ – ۱۶۲۱ه؟ = ۱۹۱۹ – ۲۰۱۰م؟) طبیب شاعر.



ولد في مدينة رشيد بمصر. نشأ في بيت دين وعلم وأدب، وتأثر بالشاعر على الجارم. نال إجازة الطبّ والجراحة من جامعة

### الدسكندرية

القبت في مورقان النفع صبنة الدسكندية وطليها ،

العال لل جدائم الداك : هند تك بقيه لسال ؟

وخياريا

عمر الجارم (خطه)

الإسكندرية، ودكتوراه الأمراض العصبية من الجامعة نفسها، ودبلوم الطبّ النفسي من جامعة لندن. أسَّس قسم الأمراض العصبية والنفسية بكلية الطبّ، وكان أول رئيس له، فرئيسًا لأقسام الأمراض الباطنية كلها. عضو مؤسِّس ورئيس هيئة الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية بالإسكندرية، عضو والعلوم الاجتماعية بالإسكندرية، عضو

در طراكان

(۱) الإسلام والمستشرقون ص: هـ، معجم أعلام المورد ص ٣٢٢، الشرق الأوسط ع ٢٨٠٥ (٣١/١/٢٧) هـ)، التراث المجلة العربية ع ١٢٤ (جمادى الأولى ١٤٠٨هـ)، التراث المجمعي ص ٢٠٠، معجم الأدباء الإسلاميين ٢/ ٨٤٣ مورخون موسوعة أعلام الفكر العربي المعاصر ص ٤٧٤، مؤرخون أعلام من لبنان ص ٢٣٣ (وفيه مجموع مؤلفاته ٩١ مؤلفًا)، موسوعة بيت الحكمة ١/ ٣٨٩، الأعمال الفكرية الكاملة/ عمر عبيد حسنة ج٩ (ترقيم متعدد).



عمر فروخ (خطه وتوقيعه)

اتحاد الكُتَّاب بالقاهرة، وبجمعية الشبان المسلمين بالإسكندرية.

كتبه: قطب رشيد: الشيخ أحمد الجازم، الأمراض العصبية الواضحة للطلاب والأطباء، الأمراض النفسية الواضحة للطلاب والأطباء، وديوان: الشعر الواضح (۱).

#### **عمر عبيد العوضات** (١٣٧٠ – ١٤١٦ه = ١٩٥٠ – ١٩٩٥م) نقابي وشاعر إسلامي.



ولد في قرية عيمة بالأردن، حصل على الثانوية العامة، وتنقل بين عدة وظائف حكومية، وعمل مراقبًا عامًا في أمانة عمَّان الكبرى، وتسلم مراكز قيادية في نقابة العمال، كما رأس بعض وفودها في عدد من المؤتمرات، وانضمً إلى جماعة الإخوان المسلمين منذ عام ١٤٠١هـ. ومات بقرية إرحاب التابعة للطفيلة.

مؤلفاته: مشاعل على الدروب (تراجم شخصيات إسلامية)، حدث معي تحت ظلال الريتون (قصص وحوادث وحواطر). دواوينه: أغاريد العندليب، عصارة قلبي (خ)، ليلى والسنبلة في الريف الأخضر (خ).

عمر عثمان خضر (۱۳۵۷- ۱۹۳۷ه = ۱۹۳۸ – ۲۰۰۶م) باحث شعبي.

من مواليد مدينة القاهرة، من أصل نوبي، حصل على إجازة من كلية التربية بجامعة عين شمس، درَّس بالمعاهد الأزهرية، واهتمَّ بالأدب الشعبي الخاصِّ بالنوبة، ثم درَّس المواد الاجتماعية في الرياض والظهران، وعمل خبيرا للتراث الشعبي بالجمعية السعودية للثقافة والفنون، ومديرًا لتحرير رسالة الجامعة (جامعة الملك سعود)، وخبيرا إعلاميا بالهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية، ثم مستشارًا إعلاميًا لهيئة الإغاثة الإسلامية العالمية، وعاد إلى مصر مهتمًا بالأدب الشعبي، وكاتبًا للأطفال، ومترجمًا بعض الأعمال من العربية إلى الفرنسية والإنجليزية، وقد عمل في إذاعة السودان بالقاهرة، وفي السودان. ومات في ١٦ جمادي الآخرة، ١٢ يوليه

له مئات المقالات والدراسات الشعبية، وبحروث طرويلة في محركة «الدارة» و «الدراسات الشعبية»...

وله كتاب عن أدب الأطفال(٢).

عمر العدَّاسي (۱۳۲۱ - ۱۶۱۰ = ۱۹۰۳ - ۱۹۹۰م) فقيه عالم.



درس في جامع الزيتونة حتى حصل على شهادة التطويع، ثم باشر التدريس في الجامع مدرسًا من الطبقة الأولى. وكان من العلماء المتمكنين الذين يحرص تلاميذه على عدم التخلف عن دروسه، ويدرِّس جميع العلوم،

۰ ۰ ۰ ۲ م .

من فقه ولغة وتوحيد وغيرها. ولما تعطلت الدروس في جامع الزيتونة انتقل إلى التدريس في الجامعة الإسلامية بالبيضاء في ليبيا طوال ١٢ عامًا. كما درَّس في المعهد الفني. ولما افتتح جامع الزيتونة عُهد إليه برئاسة هيئة علماء الجامع منذ عام ١٤٠٩هـ. وكانت له ثلاثة أيام في الأسبوع يرأس فيها مجلس مشايخ العلم بجامع الشربات، ويركب القطار فجر كلِّ يوم، ثم يمشى على قدميه ليصلى الصبح في جامع الزيتونة، في كامل فصول السنة، ولم ينقطع عن هذا إلا قبيل وفاته بقليل. وبعد صلاة الصبح يقرأ مع ثلة من المصلين ٨ أحزاب من القرآن الكريم. وحج ما يقارب ٣٠ مرة، وكان يعيَّن مفتيًا لمناسك الحج. توفي بجامع الزهراء في الخامس عشر من شهر رمضان وهو يؤدي ركعتي سنة صلاة الفحر في التشهد الأخير (٤).

عمر العربي الجنزوري (۱۳۳۱ – ۱۹۱۱ه؟ = ۱۹۱۱ – ۱۹۸۱م)



من طرابس الغرب. أخذ علومه الشرعية في زاوية سيدي عمورة بجنزور، وواصل في كلية أحمد باشا الدينية. ألقى الدروس الدينية في التفسير والحديث والفقه والفرائض والنحو عبر حلقات بجامع الناقة، وجامع الخروبة، وجامع درغوث باشا، ثم عثمان باشا. وكان كفيف البصر(°).

<sup>(</sup>١) معجم البابطين للشعراء العرب ٣٦٦/٣.

<sup>(</sup>٢) معجم البابطين لشعراء العربية.

 <sup>(</sup>٣) مما كتبه دهب الجرابي في موقع «صوت النوبة»
 (١٤٣١هـ)، وجمال السيد في منتديات نوبي أنا في يونيو

<sup>(</sup>٤) مشاهير التونسيين ص٤٠٤.

<sup>(</sup>٥) المختار من أسماء وأعلام طرابلس الغرب ص٢٠٣٠.

عمر عسل = عمر محمد عسل

عمر بن علوي الكاف (١٣٢٥ - ١٤١٢هـ = ١٩٠٧ - ١٩٩١م) عالم مؤرِّخ.



ولد بمدينة تريم في حضرموت، تعلم في مؤسّسات علمية، وتردّد على مشاهير العلم في الزوايا من شيوخه: عبدالله بن عمر الشاطري، علوي بن عبدالرحمن المشهور، أبو بكر بن أحمد الخطيب. تصدّر للتدريس في رباط تريم، وفي مدرسة الكاف، ثم تولَّى إدارة المعهد الفقهي، وقضى عمره مشغولًا بالعلم والتدريس والتأليف، مع حدمة الناس والإصلاح بينهم، والتوسط في قضاء حوائجهم، وتدرّع بالصبر أثناء الحكم الشيوعي حتى رفع الله الكرب. مات في ٢٦ من شهر جمادي الأولى. له من المطبوع: البلاغة، الصرح المرَّد والفخر المؤبّد في آباء سيدنا محمد، الخبايا في الزوايا، مواهب القدُّوس لبحث ملاحظات السيد يحيى بن أحمد العيدروس، تحفة الأحباب في ترجمة الحبيب علوي بن عبدالله بن شهاب، خلاصة الخبر عن بعض أعيان القرنين العاشر والحادي عشر. ومن المخطوط: إرشاد الطالب النبيه، الطيب العنبري، الفرائد الجوهرية، تعليقات على ألفية ابن مالك في النحو(١).

(١) وترجمته منه. ورسمه من موقع أسرة السادة الكاف.

## عمر بن علي اندو (۱۳۱۹ – ۱۳۹۷هـ = ۱۹۰۱ – ۱۹۷۷م)

فاضل ناظم متصوف.

ولد في بلدة دام بالسنغال، تخرَّج في مدرسة علي سيسي ببلدة جامل، وواصل تعليمه في قرية غاسب، وأمضى كلَّ حياته في التدريس وتربية أتباعه من الطريقة التجانية. توفي بمدينة دار السلام.

له مطولات مخطوطة، مثل: نظم اليواقيت (١٦٠٠) بيت، اللؤلؤ المكنون وتجديد المحبة في السيرة النبوية، نصيحة الإحوان (٦٦٠) بيت، هدية الزيارة.

ومن أعماله حول التصوف والإصلاح الاجتماعي: محاذر الإخوان، محاسن الأدب (٢).

عمر بن علي الفاروق الفلاني (١٣١٧ – ١٣٩٩هـ = ١٣٣٥ – ١٩٧٩م) مدرِّس شرعي فاضل.

قدم إلى مكة المكرمة وتعلم في المدرسة الصولتية، ثم درَّس فيها، كما درَّس في المسجد الحرام، وكان مالكي المذهب. جمع مكتبة وأُهديت إلى مكتبة مكة المكرمة. له رسائل خاصة تتعلق بالسودان، وطبع له: عقد الآلي في الأسانيد العوالي، فتح الرحمن في تاريخ نيجيريا والسودان (٣٠٠).

عمر عودة الخطيب = عمر بن عبدالله عودة الخطيب

عمر عوض بامطرف (۱۳۲۷ – ۱۶۳۰هـ = ۱۹۲۸ – ۲۰۰۹م) قاصّ، کاتب مسرحی.



من مواليد عدن. درس المرحلة المتوسطة والثانوية، عمل في صحيفة «فتاة الجزيرة» عام ١٣٦٣ه، ثم أصدر مع صديق له مجلة «الرابطة الإسلامية» لكن المحتل منعها، فاستعار ترخيص صحيفة «العروبة»، ثم «الميزان»، وأقفلتا. ثم تخصّص في الحسابات، وصار كبير محاسبي شركة مصافي. وقد نشط في الكتابة القصصية والمسرحية، وكتب سلسلة مقالات تحت عنوان «رحلتي مع المسرح من أثينا إلى عدن» بلغت (٢٢٠) حلقة. ومات يوم علن الثلاثاء ٧ ربيع الأول، ٣ مارس (آذار). مؤلفاته القصصية: إنه وبسمه، الساعة الذهبية، كانت مسبتة، القارب المطمور، مذكرات سائق سيارة.

المسرحيات: زواج بين السيف والعقيدة، زوج اثنتين، ستّ البيت، الطبيب النفسي، الأمّ، صابرة، الشيخ بكّار. والقصص نشرت في الصحف، والمسرحيات مثّلت. وله أعمال وكتابات أخرى(1).

#### عمر بن عوض الحداد (۱۳۲۶ – ۱۶۲۱ه = ۱۹۰۷ – ۲۰۰۵م) عالم جليل.

ولادته في الريدة من قرى حضرموت، انتقل مع والده إلى تريم ليدرس في رباطها، وأقبل على العلم إقبالًا كاملًا، وكان ذا حافظة قوية، من شيوخه عبدالله بن عمر الشاطري، علوي بن عبدالله بن شهاب، أبو بكر بن سالم. وأوكل إليه شيخه الشاطري

<sup>(</sup>٢) معجم البابطين لشعراء العربية.

<sup>(</sup>٣) مكتبة مكة المكرمة ص١٨٧.

<sup>(</sup>٤) حريلة الأيام (اليمن) ع ٥٧٠٥ ٢٦/٤/٩٠٠٠م، و ع ٥٥٦ (١٠٠٥/٠٠٩م).

التدريس في الرباط الذي تخرَّج فيه، فقام بذلك احتسابًا، وأعجب بتدريسه حتى قال: لا نحتاج إلى مدرسين ومعنا الشيخ عمر حداد! وبعد وفاة شيخه رشح للقضاء فهرب إلى البيضاء ودرَّس بها، ومنها إلى عدن، ثم اتجه إلى أسمرة بإثيوبيا، التي درَّس بها احتسابًا ما يقارب (٣٠) عامًا، ولما استولى عليها الحزب الشيوعي انتقل إلى مكة المكرمة حوالي عام ١٣٩٢هم، وفتح داره لطلبة العلم، وتخرَّج عليه طلبة لا يحصون، من بلاد اليمن والحبشة وإفريقيا وترك مكتبة قيمة، وتوفي يوم الأحد ٢ ذي وترك مكتبة قيمة، وتوفي يوم الأحد ٢ ذي القعدة (١).

عمر الفاروق بدوي منصور (۰۰۰ – بعد ۱۶۰۲هـ = ۰۰۰ – بعد ۱۹۸۲م) ۳۰ أستاذ الفيزياء النووية.

من مصر. باحث وعالم فيزيائي كبير، متخصص في الفيزياء النووية (طاقات عالية). ورد أن (دخل المستشفى ولم يخرج). من آثاره القلمية: نظريات ومسائل في فيزياء السنة الأولى الجامعية/ دانييل سشوم؛ تحرير كاريل سيروي (ترجمة مع أحمد فؤاد باشا)، اتجاهات حديثة في تدريس الفيزياء، معجم البصريات والصوتيات (مع آخرين).

عمر فاروق حاج عبد سلطان (۱۳۵۸ - ۱۹۳۹ = ۱۹۳۹ - ۲۰۱۱م) عالم وادعية مفسرًر.



(١) موقع قبلة الدنيا مكة المكرمة (رمضان ١٤٣٢هـ).
 (٢) وقبل ١٤٢٧هـ.

ولد في بلدة قحلى المعروفة بعرمالي على ضفاف نهر شبيلي في الأراضي الصومالية المحتلة من قبل إثيوبيا، نشأ يتيم الأبوين، فكفلته جدته، وتعلم بخلاوي تحفيظ القرآن الكريم، وتابع تعلُّمه للعلوم الشرعية وخاصة الفقه الشافعي، ورحل في طلب العلم إلى مناطق أخرى، ودرَّس فيها كذلك، ثم شدَّ الرحال إلى الحجاز، وتخرَّج في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، ثم انطلق لنشر الدين والعلم في ربوع مختلفة من إفريقيا وآسيا وأوربا، والتف حوله كثير من طلبة العلم، ولملم شمل أهل الصومال في الدعوة خارجها، وصار مقدَّمًا في الفتوى والتدريس، وتحاوزت دعوته إلى قصور الرئاسة وبيوت العاج... وكانت علاقته جيدة مع عبد قاسم صلاد وإسماعيل عمر حيلي. واشتهر بتفسير القرآن الكريم، الذي تنتشر أشرطته في الأوساط الصومالية، وتوفي بمدينة جدة<sup>(٣)</sup>.

# عمر الفاروق السعيد الجوهري (٠٠٠ - ١٤٢٢هـ؟ = ٠٠٠ - ٢٠٠١م)

خبير إداري. من مصر. أستاذ إدارة الأعمال، ورئيس مجلس إدارة مركز التنمية الإدارية بالقاهرة

والدول العربية، حاصل على وسام الجمهورية.

من كتبه المطبوعة: الإدارة، أصول الإدارة والتنظيم.

ورسالته في الماجستير «نظام الإدارة المحلية في جمهورية مصر العربية مع تطبيق حاص على المحالس للمدن بمحافظة الجيزة» حصَّل شهادتها من قسم إدارة الأعمال بكلية التجارة في جامعة القاهرة عام ١٣٩٧هـ.

عمر الفاروق محمد صديق (۱۰۰۰ – ۱۲۲۸ه؟ = ۲۰۰۰ – ۲۰۰۷م؟) (تكملة معجم المؤلفين)

عمر الفاروقي = عمر بن علي الفاروق الفلاني

عمر فائق الشلبي (۱۳۲۲ - ۱۶۰۸ه = ۱۹۰۶ - ۱۹۸۸م) (تكملة معجم المؤلفين)

عمر بن قفصية = عمر بن حميدة بن قفصية

عمر أبو قوس (۱۳۳۱ – ۱۶۰۱هـ؟ = ۱۹۱۷ – ۱۹۸۱م) أديب إداري.



ولد في مدينة حلب، من عائلة متصوفة، تلقى تعليمه في المدرسة العربية الإسلامية، ثم في اللاييك، ودرَّس في مدارس حلب، ثم عيِّن مديرًا للإذاعة، فالمطبوعات، فالناحية. شارك في مؤتمرات أدبية وقومية داخل بلاده، وفي ندوات أدبية وثقافية.

دراسة في شعره: الاتجاه الرومانسي في شعر عمر أبو قوس: عرض ودراسة وموازنة/ عهدي محمود عامر (رسالة دكتوراه - جامعة الأزهر، ٢٦٦هـ).

دواوينه: حروف من نار، وحي الليل، العيون الخضر، بعض أشعاري، جراح قلب، نفحات الحب، باقة.

مؤلفاته الأخرى: هذا طريقنا، الرائد العربي،

الصومال اليوم (إثر وفاته).

(٣) مماكتبه محمد حسين معلم على - النرويج، في موقع

كنت في الصين(١).

عمر محمد البابا (۱۳۵٤ – ۱٤۱۹ه؟ = ۱۹۳۰ – ۱۹۹۸م) أديب مدرّس، شاعر غنائي.



من مواليد مدينة حلب، تخرَّج في دار المعلمين، ودرَّس في مدارس المحافظة، ثم كان مدرِّبًا للفتوة وموجهًا في ثانوياها، ومفتشًا لصالة الألعاب الرياضية الشتوية، ومفتشًا تربويًا، ثم عمل في دار ربيع، وونظم الشعر الفصيح والعامي وكتب أدب الأطفال، ومات في حادث سير يوم ١١ رجب، ٣١ تشرين الأول.

أصدرت دار الربيع عنه كتابًا بعنوان: قراءات من محفظة الرحيل لشاعر الأغنية والتراث عمر البابا.

وصدرت له بجموعة كتب (يبدو أن معظمها للأطفال) وهي: مجموعة الألف باء الموسيقية، حكاية الصغار، أسماء الله الحسنى، قصص الأنبياء، من صحابة رسول الله، آل البيت، شمس الربيع للناشئين، روضة الإيمان، موسوعة فكر واربح، اقرأ معى (٢).

#### عمر محمد الباروني (۱۳۲۰ – ۱۹۲۰ه؟ = ۱۹۲۱ – ۱۹۹۹م) (تكملة معجم المؤلفين)

 (١) معجم أدباء حلب ص ٣٤، مئة أوائل من حلب ص ١٢٨٤، الفيصل ع ٥٦ (صفر ١٤٠٢هـ) مع إضافات.
 وصورته من معجم البابطين.

(۲) معجم أدباء حلب ص٥٧، والصورة من معجم البابطين.

عمر بن محمد الباز (۱۳۵۲ - ۱۲۲۱ه = ۱۹۳۳ - ۲۰۰۰م)

جرّاح عظام.



من آل العنقاوي في وادي فاطمة بالسعودية، نشأ في المدينة المنورة، درس الجراحة والتشريح وعلم الأعضاء والأنسجة في جامعة كولون بألمانيا، تخصص في جراحة العظام والحوادث، وحصل على الدكتوراه في العمود الفقري من جامعة سن بألمانيا، عاد وعمل طبيبًا في مستشفى الملك فهد، وعزم على إنشاء مركز لحراحة العظام يضاهى أحدث المراكز العالمية، وحلب له المستلزمات الطبية الحراحية الباهظة التكاليف، ودعا كبار علماء العالم في جراحة العظام لزيارة المركز (بمستشفى الملك فهد)، ودرَّب كوادر، وأجرى عمليات جراحية معقدة وكثيرة وبعضها نادرة، واكتسب ثقة أطباء العظام العرب، وتمَّ ترشيحه نائبًا لرئيس الاتحاد العربي لجراحة العظام، ونجح في إنشاء أحدث بنك للعظام على مستوى الشرق الأدني، وشارك في مؤتمرات دولية بأبحاث مهمة في جراحة العظام. ومن أبحاثه المهمة «التثبيت الداخلي لإصابة خلع الفقرات العنقية» حيث ابتكر طريقة حديثة ومتطورة لتثبيت الفقرات المصابة بالخلع، واعتبر هذا البحث أحد المراجع العلمية في العالم، وأصبح هذا النوع من العمليات يجرى في مختلف دول العالم تحت مسمى «طريقة الباز» لتثبيت الفقرات العنقية المتوسطة والسفلية. توفي

يوم السبت ٢٧ ربيع الآخر، ٤ يونيه، ودُفن بالمدينة المنورة<sup>(١)</sup>.

#### عمر محمد باعباد (۱۳۷۰ - ۱۹۲۰ه = ۱۹۰۱ - ۲۰۰۰م) (تکملة معجم المؤلفين)

عمر محمد بليل (١٣٦٦ - بعد ١٤٢٣هـ؟ = ١٩٤٦ - بعد ٢٠٠٢م؟) (تكملة معجم المؤلفين)

عمر محمد التومي الشيباني (١٣٤٩ – ١٤٢١هـ = ١٩٣٠ – ٢٠٠١م) باحث تربوي.



من مصراتة بليبيا. حصل على الدكتوراه في التربية وعلم النفس من جامعة جورج واشنطن بأمريكا، وحفظ القرآن الكريم على رواية قالون، ودرس العلوم الشرعية واللغوية على علماء، منهم محمد السهولي، ومحمد مفتاح قريو، وأُجيز في اللغة العربية والدراسات الإسلامية من كلية دار العلوم ببنغازي، ووكيلًا لكلية دار المعلمين بطرابلس، فرئيسًا للجامعة الليبية، وكلّف برئاسة اللجنة الشعبية لجامعة الليبية، وكلّف وشارك في أكثر من خمسين مؤتمرًا وندوة وشارك في أكثر من خمسين مؤتمرًا وندوة في الكثير من المؤسّسات واللجان والمحالس، في الكثير من المؤسّسات واللجان والمحالس، منها جمعية الفكر بطرابلس، وأشرف على

(٣) رواد وأعلام الطب ١/٥٤٥.

رسائل علمية. واعتبر من رواد التربية والتعليم في ليبيا منذ الاستقلال، وهو أحد الذين وضعوا أسس خطة التعليم وفلسفة المناهج التعليمية والتربوية، كما انشغل بدراسة مبادئ التربية في الفكر الإسلامي. توفي ببريطانيا صباح يوم الخميس ١٩ شوال، ٣ كانون الثاني (يناير).



عمر التومي رأس الجامعة الليبية

وزادت مؤلفاته على الأربعين كتابًا في محال تخصُّصه، ونشر الكثير منها.

ومما طبع له منها: الأسس النفسية والتربوية لرعاية الشباب، تاريخ العلوم الأساسية في الحضارة العربية والإسلامية (مع آخرين)، التربية وتنمية المحتمع العربي، التربية وقضايا التنمية والتحديث في المحتمع العربي، مقدمة في الفلسفة الإسلامية، تطور النظريات والأفكار التربوية، التعليم وقضايا الجتمع العربي المعاصر، دور التراث في تأكيد الأصالة، دور التربية في الوحدة العربية، الرعاية الثقافية للمعاقين، الرعاية الصحية للمعاقين، ديمقراطية التعليم في الوطن العربي، كيف يمكن أن نبني أهدافًا تربوية صحيحة للتعليم، آراء في الإصلاح التربوي، دور التربية في بناء الفرد والجتمع، الأمرض المعدية/ ايفو بلان (ترجمة)، طبيبك يتحدث معك/ ايفو بلان (ترجمة). وغيرها المذكورة في (تكملة معجم المؤلفين)(١).

(۱) دليل المؤلفين العرب الليبيين ص٢٩٥، صفحة تعريف به على الشبكة العالمية للمعلومات، الموسوعة الحرة

01/1/11.79.

عمر محمد خیاطة (۱۳۲۸ - ۱۰۱۹ه = ۱۹۱۰ - ۱۹۸۸م) طبیب عالم زاهد.



من مواليد مدينة حلب. حفظ القرآن الكريم وهو ابن ثماني سنوات، وتخرَّج في المدرسة الخسروية (الشرعية)، وسافر إلى دمشق لينزل بإحدى غرف جامع التعديل ويدرس في كلية الطبّ البشري ويتخرج منها متخصِّصًا في الأمراض الباطنة، وحضر هناك دروس العلماء، منهم بدر الدين الحسني، وأبي الخير الميداني، وأخذ علم الحديث والسيرة عن الشيخ راغب الطباخ، وأجازه بثبته «مختصر الأثبات الحلبية». وأخذ الفقه الحنفي عن الشيخ أحمد الزرقا، والطريقة النقشبندية عن أبي النصر الحمصي، ومارس مهنة الطب، وأكبَّ على المطالعة وكتب العلم، ودرَّس مادة الحديث في المدرسة الشعبانية، وكان مرجعًا في علم الفلك وحساب الأهلة لمديرية أوقاف حلب، وشارك في مؤتمرات طبية، وله كتابات في بعض المحلات العلمية. وكان مضرب المثل في العبادة، فلا تراه إلا ذاكرًا أو تاليًا أو مصليًا، ولا ينام من الليل إلا قليلًا، وحجَّ أكثر من (٢٠) حجَّة، مع المحافظة على صيام يومي الإثنين والخميس، مقتديًا بسنة الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، متواضعًا، لا يغتاب أحدًا ولا يذمُّه ولو كان ظالمًا، بل يدعو له بالصلاح ويزجر من يدعو عليه، وسحيًا عاله، لا يأخذ أجرًا من الفقراء ولا من طلبة العلم، بل كثيرًا ما كان يقدم لهم

الدواء أو ثمنه، وكان من خوفه من المسؤولية يجرّب الدواء على نفسه أحيانًا قبل المرضى، ليتحرّى مدى فعاليتها وعوارضها، ويعاني من ذلك ما يعانيه، كما يتحرّى الحلال، ويبتعد عن الشبهات، ويحمل في جيبه دفترًا يكتب فيه ما يعطي كلَّ ولد له من المال ليعطي بقية إخوته مثله! وتوفي وهو يعطي درسًا في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجامع القريب من عيادته يوم الخميس ١٧ ربيع الأول، ٢٧ تشرين للول (٢).

عمر بن محمد ريحان = عمر بن محمد السيروان

عمر بن محمد الزموري (۱۳۳۲ – ۱۶۱۰هـ؟ = ۱۹۱۳ – ۱۹۹۰م) عالم متصوف.

ويعرف بـ: عمر بن أبي حفص، أو عمر بوحفص الزموري.



من الجزائر. نشأ يتيمًا، حفظ القرآن الكريم وهو ابن العاشرة، واستفاد من الشيخ أحمد بن قدور الزموري كثيرًا، وتصوف.

الحاجّ (على مذهب الإمام مالك)(١).

#### عمر بن محمد ساخو (۱۳۲۶ - ۱۲۱۵ه = ۱۹۲۰ - ۱۹۹۱م) مفسر عالم شاعر.

ولد في مدينة دوبريكا في غينيا، ختم القرآن الكريم وتلقَّى تفسيره إضافة إلى مبادئ الفقه والعقيدة على أيدي علماء، ودرس علوم النحو على الحاج جابي، وعلوم البلاغة على عمه أحمد ساحو. عمل إمامًا وواعظًا في المساجد، ونظم الشعر. مات بالعاصمة كوناكرى.

طبع له: كتاب الحسنات. وله ديوان شعر مخطوط، وكذا ترجمة معاني القرآن الكريم إلى لغة صوصو المحلية<sup>(٧)</sup>.

#### عمر بن محمد السبيِّل (۱۳۷۷ - ۱۶۲۳ه = ۱۹۵۷ - ۲۰۰۲م) إمام وخطيب المسجد الحرام.



ولد في البكيرية بالقصيم، من آل غيهب فخذ من قبيلة بني زيد. والده كان الرئيس العام لشؤون الحرمين الشريفين. درس في الحلقات العلمية بالمساجد وتتلمذ على علماء هناك، ثم على يد علماء المسجد الحرام بمكة المكرمة - حيث انتقل مع أسرته إلى مكة المكرمة عام ١٣٨٦هـ منهم والده، وعمّه عبدالعزيز، والمحدّث عبدالله الصومالي. وكان قد حفظ القرآن

(١) موقع رباط الفقراء إلى الله (شوال ١٤٢٩هـ).

(٢) معجم البابطين لشعراء العربية.

الكريم وهو ابن (١٥) سنة، وأُجيز في قراءة حفص عن عاصم، وحصل على الماجستير والدكتوراه من جامعة الإمام، ودرَّس فيها وفي جامعة أم القرى، وأشرف على عدد من الرسائل الجامعية، وعيِّن مديرًا لكرز الدراسات العليا الإسلامية المسائية بالجامعة الأولى، وعميدًا لكلية الشريعة بالثانية، إضافة إلى توليه الإمامة والخطابة بالمسجد الحرام منذ عام ١٤١٣هـ وكان عافظًا للقرآن الكريم. يدعو إلى دين الله، ويُلقي الخطب والمحاضرات والدروس في ويُلقي الخوامع، وفي المسجد الحرام يلقي دروسه أيام الأحد والاثنين والثلاثاء بعد صلاة العصر، وصاحب جولات دعوية



في الداخل والخارج. وكان راجح العقل،

متواضعًا، صبورًا، حافظًا للسانه. توفي

إثر حادث مروري في اليوم الأول من بداية السنة الهجرية ١٤٢٣هـ. رحمه الله.

عمر بن محمد السبيل كان إمامًا في الحرم المكي

صدر فيه كتاب: الغيث الجلّل في ترجمة الشيخ عمر بن محمد السبيّل إمام وخطيب المسجد الحرام/ عمر بن سائد المشعل. وله كتب، منها: أحكام الطفل اللقيط: دراسة فقهية مقارنة، إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل للزريراني (تحقيق، وهي رسالته للدكتوراه، وقد طبعت)، حكم الطهارة لمسّ القرآن الكريم وما يتعلق بذلك من أحكام، النسيم العليل من أقوال الشيخ الجليل (جمعتها ميثاء الشامسي)، البصمة الوراثية ومدى مشروعيتها في النسب والجناية (بحث)، من منبر الحرم المكي.

وكتب أخرى لم يتمها<sup>(۱)</sup>.

# عمر بن محمد السيروان (١٣٣٧ – ١٤١٩هـ = ١٩١٩ – ١٩٩٨م)

عُرف بريحان.

من دمشق. درس في دار الحديث، وتعلم العلوم الشرعية، وأتمَّ حفظ القرآن الكريم، وقراءة القراءات العشر بجامع محيي الدين. من شيوخه عبدالوهاب دبس وزيت، سعيد البرهاني، محمد طه سكر. تسلَّم أذان وإمامة مسجد الدلامية بعد والده، وتصدَّر للإقراء فيه حتى وفاته. عيِّن عضوًا في عدَّة للان تحكيم في مسابقات حفظ القرآن الكريم بوزارة الأوقاف، وقرأ عليه عدد من الطلبة. مات في ١٨ ربيع الآخر!

#### عمر بن محمد شخاشیرو ۱۳۲۱ – ۱۳۹۷ه = ۱۹۰۸ – ۱۹۷۷م)

تربوي مترجم.

من دمشق. تخرج في الجامعة السورية فرع العربية والفرنسية، وفي جامعة جنيف حصل على الدكتوراه في الأدب الفرنسي. درَّس في دمشق، وعيِّن مديرًا للتعليم الثانوي بوزارة التربية، ثم أمينًا عامًا للوزارة، فأستاذًا للأدب الفرنسي في كلية الآداب، ثم وزيرًا للثقافة. من ترجماته ومؤلفاته: مؤلفات مختارة الرودون (ترجمة)، الحبّ والغرب/ دنيس دو روجمون (ترجمة)، الحركة الإنسانية والنهضة الرحمون (ترجمة)، مقارنة بين غزل مركئ القيس وعنترة (رسالة تخرج)، تصوير امرئ القيس وعنترة (رسالة تخرج)، تصوير

(۳) موسوعة أسبار ۲/ ۸۷۰، أوراق نقد ص۱۰۸، المستقبل الإسلامي ع ۱۳۰ (صفر ۱۹۲۳هـ) ص۲۰، المستقبل الإسلامي ع ۳ – ٤ (۱۶۲۳هـ) ص۱۰۱، اللاعي ع ۳ – ٤ (۱۶۲۳هـ) ص۱۰۱، الفاروق (باكستان) ع ۷۲ ص۱۶، النور (الكويت) ع ۲۰۲ (صفر ۱۶۲۳هـ) ص۳۶، ومعلومات من ترجمة خاصة أعدها شقيقه عبدالملك.

(٤) إمتاع الفضلاء ٣/ ٤٣٥، القراءات وكبار القراء في دمشق ص٢٣٥.

الشخصيات عند موليير (بالفرنسية، رسالة تخرج)، الشرق في مؤلفات فكتور هوغو (دكتوراه، بالفرنسية، طبعت)، تدريب معلمي الابتدائية (ترجمة)، المعلم الابتدائي (ترجمة مع آخرين)(۱).

## عمر محمد الطالب (۱۳۵۱ – ۱۶۲۹ه = ۱۹۳۱ – ۲۰۰۸م) ناقد أدبي، كاتب موسوعي، باحث اقتصادي، مؤرخ محلى مكثر.



من الموصل. تخرَّج في دار المعلمين العالية ببغداد متخصِّصًا في اللغة العربية، وحصل على إجازة من كلية الحقوق، ودكتوراه في الاقتصاد من جامعة عين شمس بالقاهرة، عاد ليكون أستاذًا في جامعة الموصل، ورئيسًا لقسم اللغة العربية فيها، وفي كلية التربية، كما درَّس في كلية الآداب بجامعة الحسن الثاني في المغرب، وحضر ندوات ومؤتمرات، وكتب في جرائد ومحلات، سنوات طوالًا، وشغل مناصب، وكان عضوًا في هيئات تحرير صحف ومجلات موصلية وعراقية، ومستشارًا لمحلات أخرى. نشر أكثر من ٤٠٠ دراسة في الدوريات المحلية والعربية، وترك مكتبة غنية فيها أكثر من (۱۰۰۰۰) عنوان، بينها وثائق نادرة ومخطوطات، وما بقي مخطوطًا من مؤلفاته تفوق المطبوع منها. مات في ١٤ ربيع الأول، ٢١ آيار.

له نحو (١٥٠) كتابًا بين مخطوط ومطبوع،

 (۱) معجم المؤلفين السوريين ص٢٧٢، موسوعة أعلام سورية ٣/ ١٩، موسوعة الأسر الدمشقية ١/ ٨٣٥.

الما آلات التي نفار المنتوضو وها اثنان وما يُمّ مناب في المعاسات الديدة والنقد والتاريخ وكل ما يُعلَق بالمومل من جو انب المياة المثلقة والعومات وقيمة

#### عمر محمد الطالب (خطه)

ومما صدر منها: القصة القصيرة الحديثة في العراق، القلق والاغتراب في الرواية العراقية، أثر البيئة في الحكاية الشعبية العراقية، أدب الأطفال في العراق، الحرب في القصة العراقية، القصة في الخليج العربي، منهج الدراسات الأدبية الحديثة، القصة القصيرة في العراق بعد ١٤ تموز ١٩٥٨م، المسرحية العربية في العراق، كاتبات القصة في العراق، كاتبات القصة في العربية في المسرح العربي الإسلامي، الرواية العربية في العراق.

وله مجاميع قصصية، منها: حمسينات أضاعها ضباب الأيام.

وروايات، مثل: صراع على مشارف قلب. ومن كتبه الأخرى: ظلال فوق الخشبة، الاتجاه الواقعي في الرواية العراقية، ملامح المسرحية العربية الإسلامية. وكتب أخرى له ذكرت في (تكملة معجم المؤلفين)(١).

عمر محمد بن عباد (۱۳۲۰ – ۱۶۰۳ه = ۱۹۰۲ – ۱۹۸۳م) عالم قاض.



(٢) موسوعة أعلام العراق ٣/ ١٨٠، المنتدى العراقي (كهوة عزاوي) استفيد منه في ١٤٣٠/٦/١٢هـ، معجم المؤلفين والكتاب العراقيين ٥/ ٤٨١ وله ترجمة طويلة في مؤلفه «موسوعة أعلام الموصل» من مراجع التتمة هذه.

من مراكش. جالس العلماء وأخذ من علومهم، التحق بالجامعة اليوسفية، وبلغ في الفقه والنحو شأوًا، ثم تفرَّغ للتدريس وأقبل الطلبة على دروسه، وقضى ٢٢ عامًا في التدريس، ثم تولَّ القضاء، واختير عضوًا بمجلس الاستئناف الشرعي الأعلى بالرباط، وذكر أنه ما أحصيت عليه زلة تنال من مروءته في مدة قضائه. مات في ١٤ ربيع الآخر، ٢٨ يناير.

ترك مجموعة فتاوى في مجلد كبير، وكتابًا في مناسك الحج، وخطبًا منبرية (٢).

عمر محمد عثمان (۱۳٤٢ - بعد ۱۳۹۳ه = ۱۹۲۳ - بعد ۱۹۷۳م) (تكملة معجم المؤلفين)

عمر محمد عسل (۱۳٤٦ – ۱۳۲۱ه؛ = ۱۹۲۷ – ۲۰۰۰م) شاعر غنائی، روائی.



ولد في قرية العصلوجي بمحافظة الشرقية في مصر. حصل على إجازة في التجارة،

(٣) معلمة المغرب ١١/ ٥٨٦٩، علماء جامعة ابن يوسف ص ١١١، من أعلام الفتوى بمراكش ص ٧٠.

وماجستير في المحاسبة. عمل مديرًا لشركة كوم أمبو، كما عمل في شركة مساهمة البحيرة لاستصلاح الأراضي، فهيئة استزراع الأراضي... عضو عدة جمعيات أدبية وثقافية. نشر شعره

في صحف مصرية وسعودية، له أغنيات وأوبريتات غنائية. حصًل جوائز. كُتب في أدبه رسالة ماجستير بعنوان: عمر عسل: حياته وشعره/ ميار محمد حاتم السيد (جامعة الأزهر، ١٤٢٨هـ).

دواوينه الشعرية: المواويل، قطرات الشهد أزاهير التعمير.

أخرى: البعثة الطبية (رواية)، عودة الصياد (رواية للأطفال)، شبح في السفينة الغارقة (رواية للأطفال)، خفة يد (مسرحية)، يوسف عليه السلام في مصر (مسرحية)، زقزوق الجزمي (مسرحية تلفزيونية). وله أكثر من (٨٠) قصة للأطفال(١).

عمر محمد عمر (۱۳۷۷ – ۱۳۷۱ه = ۱۹۵۸ – ۲۰۱۲م) إعلامي أديب.



من مدينة عدن باليمن، وتخرَّج في قسم اللغة العربية بجامعتها، عمل موظفًا في إدارة البحوث والتوثيق في قطاع الآثار بوزارة الثقافة والسياحة. والتحق بالصحافة

(١) معجم البابطين ٣/ ٦٧٤.



عمر عسل (خطه)

المعارضة منذ نحو ١٤١٠ه، عندما عمل محررًا ثقافيًا في صحيفة الشورى، وشارك في الحملات الصحافية ضدَّ نظام الرئيس على صالح، كما عمل محررًا ثقافيًا بصحيفة في وزارة الثقافة، آخرها مدير عام مكتب وزير الثقافة، وكلَّف بتولِّي وكالة وزارة الثقافة تأسيس جمعية الأدباء الشباب في عدن، تأسيس جمعية الأدباء الشباب في عدن، وفي تأسيس الجمعية الأدبية لطلاب جامعة عدن ورأسها. وكان عضو اتحاد الأدباء والكتاب، ونقابة الصحفيين. توفي يوم والكتاب، ونقابة الصحفيين. توفي يوم والأحد ٢٠ صفر، ٢٣ ديسمبر.

وله إصدارات أدبية وثقافية، منها: تحارب روائية، وحدة المكان: مجموعة شعرية، كتابات في الشعر الجاهلي، قراءات في الفكر الإسلامي المعاصر. وشارك في إعداد كتاب: عبدالله محيرز أستاذ الرياضيات وعاشق التاريخ، وديوان صمت الأصابع لعمر الحاوي(٢).

**عمر بن محمد فلاتة** (۱۳٤٥ – ۱٤۱۹هـ = ۱۹۲۲ – ۱۹۹۹م) عالم تربوي، محدِّث واعظ.

عالم تربوي، محدّث واعظ.

وذُ

(۲) الصحوة نت ۲۰۱۲/۱۲/۲۳، ۱۶ أكتوبر ع المله
۱۶ ۱۵۲۵ (۲۰۱۲/۱۲/۲۶)، موسوعة الأعلام للشميري.

ولد في المدينة المنورة، من أبوين هاجرا من إفريقيا. وفيها نشأ وترعرع، ودرس المراحل التعليمية. ثم تولَّى إدارة دار الحديث في المدينة بعد وفاة الشيخ أحمد الدهلوي عام ١٣٧٥ه، ودرَّس الحديث الشريف بالجامعة الإسلامية، وعيِّن أمينًا عامًا لها عام ١٣٩٥هـ، ومديرًا لمركز شؤون الدعوة، ثم مديرًا لمركز خدمة السنة والسيرة النبوية، وتأسّس المركز المذكور على يديه. وقد حصل على إجازة التدريس من رئاسة القضاء فدرَّس في المسجد النبوي حوالي خمسين عامًا، وأفاد فيها رحمه الله. واعتبر من رواد التربية والتعليم في مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم. وكانت له صلة بأهل العلم، حسنَ الأخلاق متواضعًا، مكرمًا لأضيافه، حريصًا على نفع المسلمين. توفي بالمدينة يوم الأربعاء ٢٩ ذي القعدة.

ومما رثى به:

أفنيت عمرك في الخيرات يا عمرُ ولم تزل ساعيًا حتى أتى القدرُ

شُمَّرت تطلب علم الشرع محتسبًا فنلت منه الذي قد كنت تنتظرُ

" لقد عرفتك في الأسفار عن كثبٍ

أبدى خلالك لي يا شيخنا السفرُ

سالت دموعك في الحمراء وقرطبة

على مآذن بالصلبان تختمرُ وذكر لنفسه كتيبات وأنحا ما تزال تتطلع إلى الطبع، وهي: بحث حول الحديث المدرج، بحث عن تمور المدينة، لمحات عن المسجد النبوي الشريف،

وهو عمر محمد عمر عثمان.

اسن فله بالحال ليكون له من حية مشائعي اتصال، فاجوله بالشروط المعتبرة عبد المحالين ، كما اسازي مشايعي الأحلة .
إذا الله المسمع المعمل على المسمود المسمود المسمود المعمل المعرف المسمود المسمو

وكت : أبوعيد عبر بن عبد اللياني طميل في تاديخ : ١٩٦/٧/٧٠ هـ عبد اللياني عبد اللياني المستحريب محروكم ولا الت

عمر فلاتة (خطه وتوقيعه)

ذكرياتي في المسجد النبوي، محاضرات عن شيخه عبدالرحمن الإفريقي.

وله مقالات عن عادات وتقاليد المدينة وتحديد جبل ثور في مجلة «المنهل». وسجلت له دروس كثيرة من التي درَّسها في المسجد النبوي، وقد بلغ مجموعها الكلي (٢٢٥٣) شريطًا. وكذا محاضراته التي ألقاها في قاعة المحاضرات بالجامعة الإسلامية، منها:

شرحه لصحيح مسلم (۸۱۷ شريطًا) وهو كامل، دروسه في تفسير ابن كثير (۷۲۰) شريطًا، لم يتم، شرحه لسنن أبي داود (۵۷۱) شريطًا، لم يتم، شمائل الرسول صلى الله عليه وسلم (۹) أشرطة، وعدد أشرطة سيرة الذهبي (۱۳۱) شريطًا، وهي موجودة في مكتبة الحرم النبوي الشريف.(۱)

عمر محمد فوزي (١٣٥٥ – ١٤٢٧ه = ١٩٥٠ – ٢٠٠٦م) (تكملة معجم المؤلفين)

**عمر محمد الكارب** (نحو ۱۲۲۸ - بعد ۱۶۱۶ه = نحو ۱۹۱۰ - بعد ۱۹۹۴م) (تكملة معجم المؤلفين)

(۱) صوت الأمة ع ۸ (۱۱٤۳ه) ص٥٣، وع ٣ من السنة نفسها ص٤١، والعدد الذي يليه (تتمته)، موسوعة أسبار ٢/ ٨٧٦، علماء ومفكرون عرفتهم ٣/ ١٥١، البعث الإسلامي ع ٩ (١٤٢٠ه) ص٨٤، الداعي ع ٧ مناسبات/ عبدالله الرحيلي ص٨٤، طبية وذكريات الأحبة على ١٠١١ (ومنه مكان ولادته)، التعليم في المسجد النبوي ص١٨١، معجم المعاجم والمسلسلات ١٨٨١،

عمر محمد كردي (١٣٥٩ - ١٤٣٠ هـ = ١٩٤٠ - ٢٠٠٩م) (تكملة معجم المؤلفين)

عمر محمود سليمان (١٣٥٥ - ١٤٣٣ه = ١٩٣٦ - ٢٠١٢م) رجل دولة وضابط أمن قومي.



من مواليد محافظة قنا بصعيد مصر. تخرَّج في الكلية الحربية، وانضم إلى القوات المسلحة، تلقَّى تدريبًا عسكريًا إضافيًا في أكاديمية فرونزي بالاتحاد السوفيتي، كما حصل على إجازة في العلوم السياسية من جامعة عين شمس، وماجستير في العلوم السياسية من جامعة القاهرة. ترقَّى في مناصب القوات المسلحة حتى كان رئيس فرع التخطيط العام في هيئة العمليات، ثم تولَّى إدارة المخابرات العسكرية، فرئاسة جهاز الأمن القومي (المخابرات العامة) عام ١٤١٣هـ (١٩٩٣م)، وارتقى إلى رتبة لواء. وكان ظلًا للرئيس حسني مبارك الذي خلعه الشعب في ثورة عارمة. ظهر علنًا في جولات له بين مصر والكيان الصهيون، ممثلًا الوساطة المصرية في القضية الفلسطينية، كما قام بأدوار دبلوماسية

شملت زيارة لسورية بعد قتل رئيس الوزراء اللبناني رفيق الحريري. وكان حليفًا للولايات المتحدة الأمريكية وفقًا لإفادة (نيويورك تايمز)، وذكر البروفيسور جاسون براونلي في كتابه «تعطيل الديمقراطية: مخططات التحالف الأمريكي المصري» أن علاقة مبارك مع الأمريكيين تحولت من التعاون الاستراتيجي إلى التعاون المخابراتي تحت رعاية عمر سليمان. اه. وكان مناصرًا للسلام (البارد) مع الكيان الصهيوني، وقد نعاه وزير الحرب الإسرائيلي بنيامين إليعازر وأشار إلى أنه أفضل من حدم «إسرائيل» في تقويض وكبح حركة حماس، وأنه كانت له علاقات ممتازة مع كبار المسؤولين في وزارة الحرب الصهيونية، وأن الرئيس حسني مبارك كان يستند إليه كليًا. وبعد أربعة أيام من اندلاع الثورة ضدَّ حسني مبارك، عيَّنه يوم ٢٩ يناير ٢٠١١م نائبًا للرئيس، وظلَّ في منصبه هذا حتى تنجّى مبارك يوم ١١ فيراير من العام نفسه. والمترجم له هو الذي قرأ قرار تنحيه، بعد حكم ثلاثين عامًا. ثم قدَّم أوراق ترشحه لمنصب رئيس مصر يوم ٨ أبريل ٢٠١٢م، لكن لجنة الانتخابات العليا استبعدته. قُتل في انفجار بدمشق أثناء الثورة الشعبية على حكم حزب البعث ويشار الأسد، وقد ذهب إلى هناك بتكليف من حاكم دبي لإيجاد حلِّ لملفِّ امتلاك سورية أسلحة كيماوية، ولحقت به إصابات قاتلة، نُقل على إثرها إلى أمريكا لمعالجته، لكنه توفي. وقيل غير ذلك في سبب وكيفية وفاته أو مقتله. وظهرت صور لجثته مشوهة في مواقع على الشبكة العالمية للمعلومات. وكانت وفاته يوم الخميس ۲۹ شعبان، ۱۹ يوليه.

صدر فيه كتاب: العقرب السام عمر سليمان جنرال المخابرات الغامض/ محمد الباز (٢).

(۲) الجزيرة نت ۲۹/۸/۳۳۲هـ، و۲۰/۱/۲۳٤هـ،

ولد في مدينة كاتسينا الواقعة شمال نيجيريا،

من عائلة معروفة بنشاطها السياسي،

فقد كان والده وزيرًا في أول حكومة بعد

استقلال البلاد، وأخوه الأكبر كان الرجل

الثاني في الحكومة العسكرية التي حكمت بين ٩٦ و ١٣٩٩ه. وقد فاز المترجم له برئاسة الدولة في انتخابات ١٤٢٨هـ

(٢٠٠٧م) خلفًا لأولو سيغون أوباسانحو.

وكان أستاذًا جامعيًا في الكيمياء، ودخل

محال المال والأعمال، مع كونه عضوًا في

حزب الشعب الديمقراطي، وأذكر أنه أمر

بقتل جماعة إسلامية تسمى (بوكو حرام)،

فقتلت عساكره في يوم واحد (أو يومين)

المئات منهم في أسلوب وحشى وهمجى،

وسمعته يصرِّح بأنهم يستحقون ذلك! وقد

مضى إلى الحج عام ١٤٣٠ه، ومرض

هناك، بل ازداد مرضه السابق، في القلب

أو الكلى، وعولج في مستشفيات السعودية

دون فائدة تذكر، وكانت الأوضاع في

نيجيريا قد ازدادت سوءًا، وشارك بعض

العساكر في مجازر طائفية ضدَّ المسلمين،

حتى طلب نائبه - وهو نصرايي - بمزيد من

الصلاحيات ليطفئ «الفتنة». وعاد الرئيس

إلى نيجيريا ليكمل علاجه في بلده، ومات

مساء يوم الأربعاء ٢١ جمادي الأولى، ٥

أيار (مايو)<sup>(٣)</sup>.

#### عمر محمود الصيدلي = عمر محمود عبدالله

## عمر محمود عبدالله (۱۳۲۰ - ۱۹۲۱ه = ۱۹۶۱ - ۲۰۰۶م) داعية وكاتب إسلامي صيدلاني. عرف برعمر محمود الصيدلي).



من مواليد الموصل، تخرَّج في كلية الصيدلة بجامعة بغداد، وشارك في تأسيس الحزب الإسلامي عام ١٣٨١ه، وعمل ضابطًا في الجيش العراقي، وخرج منه برتبة عميد، وسُجن في عهد البعث. فتح له صيدلية خاصَّة، ومارس الخطابة والوعظ في مساجد نينوى، وعُرف بخدماته الاجتماعية ونشاطه الدعوي، وكان له تأثير في الساحة الإسلامية ببلده. اغتيل في أثناء الاحتلال الأمريكي للعراق، في ١٢ ذي القعدة، ٤ كانون الثاني.

له أكثر من سبعين مؤلفًا في الإسلام والقصص الدينية، وزعها بجانًا لتحقيق هدفه الإسلام، لماذا نصلي؟، التوحيد ومنهج الحياة، الإسلام هو الحلّ، من أجل ابنتي، رؤية قرآنية للأحداث، تطوير العقل المسلم، الحرية في رحاب الإيمان، أيام في صحبة الأحداث، أصول في فهم الإسلام، فتح الموصل، اليد العليا، في الطريق إلى محمد ملي الله عليه وسلم، عناق الحبُّ والإيمان، مناق الحبُّ والإيمان،

العربية نت ١٤٣٣/٨/٢٩، الجنمع ع ٢٠١٣ (٢٠١٢/٧/٢٨).

نشيد الفجر. وغيرها المذكورة له في (تكملة معجم المؤلفين)(١).

عمر مخاشن = عمر سعید مخاشن

عمر مديحي (١٠٠٠ – ١٤٣٣ه = ١٠٠٠ – ٢٠١٢م) (تكملة معجم المؤلفين)

عمر بن مصطفی المنتصر (۱۳۲۰ - ۱۲۲۱ه = ۱۹۶۱ - ۲۰۰۱م) دبلوماسی وزیر.

من مصراتة بليبيا. من أسرة وجيهة وثرية معروفة. وكان من القوميين العرب، ومن «مجموعة الـ ٢٠١» الذين اعتقلوا بعد حرب يونيو (حزيران) ١٩٦٧م، وظلَّ في السجن حتى «ثورة الفاتح» من سبتمبر (أيلول) القذافي. شغل منصب وزير الصناعة، ورئيس وزراء (٧٠٤١هـ، ١٩٨٧م)، ووزير الرئيس وزراء (٧٠٤١هـ، ١٩٨٧م)، ووزير الأعلى، ودعا إلى تأسيس جمعيات لحقوق الإنسان. توفي بألمانيا حيث كان يعالج، يوم الثلاثاء ٢٨ شوال، ٣٢ ديسمبر (٣).

عمر المنتصر = عمر بن مصطفى المنتصر

عمر موسى يار ادوا (١٣٧١ - ١٤٣١هـ = ١٩٥١ - ٢٠١٠م) رئيس نيجيريا.

(۱) موسوعة أعلام الموصل (ونيه أنه اغتيل في //١٠ ٢٠٩م، الموسوعة الحرة //٢/١١م. وصورته

من ملتقى أبناء الموصل.

عمر بن مومن بولفرا (۱۳٤٠ – لحو ۱٤٢٠ه = ۲۰۰۰ - لحو ۲۰۰۰م) (تكملة معجم المؤلفين)

(٢) الشرق الأوسط ع ٨٠٩٤ (٢٩/١/١٢١٨هـ)

والعدد الذي يليه.، ومعلومات من الشبكة العالمية.

<sup>(</sup>٣) الجزيرة نت ١٤٣١/٥/٢٢هـ مع إضافات.

#### عمر ميتا

(١٣١٠ - ١٤٠٢ هـ = ١٨٩٢ - ١٩٨٢م) الزعيم الياباني المسلم، رائد الدعوة الإسلامية في اليابان. اسمه السابق «ريو إتشى ميتا».



احتل مكانة سامية في قلوب مسلمي اليابان، فقد كان من الرعيل الأول الذي شهدته الحركة الإسلامية هناك، كرَّس حياته كلها للعمل من أجل الإسلام. من مدينة تشوف التابعة لمحافظة ياماجوتشي. حصل على إجازة في التجارة، قضى مدة طويلة من عمره في الصين، وهناك التقى بالمسلمين فأحبَّ الإسلام، وفي اليابان التقى بأول حاج ياباني (عمر ياما أوكا) وقرأ له، فازداد تعلقًا به، وأعلن إسلامه عام ١٣٦٠ه حين نُقل إلى بكين، وعيِّن هناك مستشارًا للمجلس الأعلى لاتحاد الجمعيات الإسلامية الصينية، ثم عاد إلى اليابان ودرَّس اللغة الصينية في جامعات يابانية، واستقرَّ في طوكيو وكرَّس جهوده في خدمة الدعوة الإسلامية. تعلم العربية، واختلط بجماعة التبليغ الباكستانية التي زارت اليابان، وقام مع رجال الدعوة برحلات عديدة على الرغم من تقدمه في العمر، وأدَّى فريضة الحج، وعاد إلى اليابان لينتخب عام ١٣٨٠ه رئيسًا لجمعية مسلمي اليابان بعد وفاة صادق إيمايزومي. وكان أمله أن يقوم بترجمة معاني القرآن الكريم إلى اللغة اليابانية، حيث إن الترجمات السابقة هي بقلم يابانيين غير مسلمين، وعن نصّ إنحليزي لا عربي. فبدأ

الترجمة وهو في التاسعة والستين، وتمكن عام ١٣٩٢ه من الانتهاء من هذه المهمة الصعبة بعد عمل استمرَّ حوالي ١٢ عامًا. وكان قد استقال من رئاسة الجمعية للتفرغ لها، وللعمل الإسلامي. وكان يحضر ندوات الجمعية ولقاءات مسجد طوكيو. وفي عهد رئاسته لها استمرت الجمعية في نشاطها الذي كان يرمي إلى تربية كوادر إسلامية بالإسلامية واستقبال من يكمل تعليمه منهم ليتحمل مسؤولية الدعوة الإسلامية في الإسلامية وانتقافة الإسلامية، وكذلك اللغة الإسلام والثقافة الإسلامية، وكذلك اللغة العربية وآداها.

وله ما عدا ترجمة معاني القرآن: من أجل فهم الإسلام، مدخل إلى الإسلام، حياة الصحابة/ محمد زكريا الكاندهلوي (ترجمة إلى اليابانية)(١).

# عمر میران (۱۳٤۳ – ۱۲۲۱ه = ۱۹۲۶ – ۲۰۰۰م)

كاتب مفكر، مؤرِّخ كردي معارض. ولد في شقلاوة قرب أربيل بالعراق، حصل على إجازة في الحقوق من جامعة بغداد، ودكتوراه من جامعة السوربون متخصِّمًا في تاريخ شعوب الشرق الأوسط، ودرَّس هذه المادة في جامعات مختلفة. وكان معارضًا لانفصال كردستان عن العراق، ومخالفًا للقيادات الكردية، ومن مناوئي الاحتلال الأمريكي. لقي مصرعه في ظروف غامضة في منتصف شهر ديسمبر.

له مقالات ودراسات حول الخفايا والحقائق في المنطقة، لم تنشر، ونشر مقال له بعد وفاته فيها صراحة عجيبة وموثقة (٢٠).

(١) الإسلام والأديان في اليابان/ سمير عبدالحميد إبراهيم،
 ص ١٠٢٢، الأزهر (رجب ١٤١٣هـ) ص١٠٣٣. وصورته من
 موقع muslim village.com.

(٢) الوطن (السعودية) ١٤٢٦/١٢/١٦ه.

عمر بن ميرة (۰۰۰ - قبل ۲۵۰۵ه = ۰۰۰ - قبل ۲۰۰۵م) (تكملة معجم المؤلفين)

عمر نجم (۱۳۷٦ - ۱۶۱۶۱۹ه؟ = ۱۹۵۰ - ۱۹۹۹م) (تكملة معجم المؤلفين)

عمر بن نصر العويني (۱۳٤١ - ۱۶۲۲ه = ۱۹۲۲ - ۲۰۰۱م) (تكملة معجم المؤلفين)

عمر نوفل (۱۳۲۶ – ۱۶۲۷ه = ۱۹۶۴ – ۲۰۰۳م) کاتب مناضل.

اختار لنفسه اسم (ممدوح نوفل).



ولد في مدينة قلقيلية بفلسطين. انتمى إلى حركة القوميين العرب وشارك في نشاطاتها السياسية، ثم انتقل إلى الجناح العسكري بحما «شباب الثأر» و«أبطال العودة»، كما أسهم في تأسيس الجناح العسكري للحبهة الشعبية لتحرير فلسطين، وشارك في تأسيس الجبهة الديمقراطية، وتولَّى قيادة قواتما العسكرية، وكان عضوًا في قيادة السياسية. أسهم أيضًا في تأسيس الاتحاد الديمقراطي «فدا»، وكان قائد قوات الثورة في لبنان سنة ٢٠١٨ه (١٩٨٦م) برتبة في أعمال مؤتمر مدريد. عاد إلى فلسطين في أعمال مؤتمر مدريد. عاد إلى فلسطين ليكون عضوًا في المجلس الأعلى للأمن القومي الفلسطيني. مات في ٢٠ جمادى

الآخرة، ٢١ تموز.

له أبحاث ومقالات سياسية في عدد من الصحف الفلسطينية والعربية.

ومن تآليفه: الانقلاب: أسرار مفاوضات المسار الفلسطيني الإسرائيلي مدريد واشنطن، ليلة انتخاب الرئيس، البحث عن الدولة الفلسطينية، مغدوشة: قصة الحرب على المخيمات في لبنان، قصة اتفاق أوسلو: الرواية الحقيقية الكاملة (طبخة أوسلو)، الانتفاضة: انفجار عملية السلام (۱۱).

#### عمر نیربي (۱۳٤٤ – ۱۹۲۷ه ؟ = ۱۹۲۵ – ۲۰۰۲م) محن

من حلب. قضى نصف قرن في العمل الإعلامي. عمل أخباريًا في جريدة الحرية المولا، ثم «التربية»، وكان يجمع الأخبار من الدوائر الرسمية والأحزاب، ثم عمل في صحيفة الجماهير. وكان أحد مؤسسي نقابة المحررين والمراسلين الصحفيين، وانتخب أمينًا لسرِّ النقابة، وأصدر عام على الصحف المحلية باسم: مكتب أنباء الشمال، إضافة إلى تعاونه مع الصحف المحبورية والأسبوعية. وعمل مراسلًا لجريدة الرأي العام، فمراسلًا لوكالة الشرق الأوسط بدمشق... فمات يوم الخميس ٢٦ رمضان (٢).

#### عمر ورتيلان (۱۹۹۰ – ۱۹۹۱ه = ۲۰۰۰ – ۱۹۹۰م)

محرر صحفي.

من الجزائر. رئيس تحرير صحيفة «الخبر» أكبر صحف الجزائر. وأُحدثت بعد وفاته

(۱) من كتابه «الانتفاضة»، موسوعة أعلام فلسطين ٧/
 ٤٨١، موقع قلقيلية بين الأمس واليوم. واختار اسم (ممدوح)
 تيمنًا بضابط عراقي رابط في محيط قلقيلية عام ١٩٤٨م.

(۲) الجماهير (حلب) ۲۲/۱۰/۲۲م.

«جائزة عمر ورتيلان الدولية» توزعها الصحيفة على أهم شخصية أو هيئة إعلامية كل سنة، منذ عام ١٤٢١هـ (٢٠٠٠م). وقد قُتل في ٩ جمادى الأولى، (٣) أكتوبر (تشرين الأولى).



عمر ورتيلان رأس تحرير جريدة (الخبر)

### عمر اليافعي (۲۰۰۰ – ۱۶۲۵ه = ۲۰۰۰ – ۲۰۰۴م) (تكملة معجم المؤلفين)

عمر يحيى الفرجي (١٣٢٠ - ١٩٧٩ هـ = ١٩٠٢ - ١٩٧٩م) أديب شاعر، لغوي مدرّس.



ولد في حماة، وتلقى فيها علومه الابتدائية، وأُمَّها في المدرسة الصلاحية بالقدس. وكان عضي جلَّ وقته مع الكتب والمطالعة. درَّس اللغة العربية وآداها في حماة وحلب. ترك بلده في العشرينات الميلادية إلى البحرين ليدرِّس هناك، بعد أن ضاق به الفرنسيون، فمنعوه من التعليم، كما نفاه الإنجليز من البحرين إلى الهند في عام ١٣٤٨ه خوفًا من أن يثير الطلبة. عاد من المنفى ليدرِّس من أن يثير الطلبة. عاد من المنفى ليدرِّس فحماه، وتعيَّن مديرًا لمعارف حماة، فحمص، ثم تفرغ لتدريس مادة النحو فحماه، العربي بكلية الآداب والعلوم الإنسانية في جامعة حلب، وتوفي في ١٧ ربيع الأول، جامعة حلب، وتوفي في ١٧ ربيع الأول،

۱٤ شباط (فبراير).

من شعره عندما نفاه الإنجليز إلى الهند: قالوا: إلى الهنـــد المسير فأنتم

غرباء في البحرين لا أرحامها مرحى، وأما الإنكليز فإنهم أهل البلاد وأهلها أيتامها

أهــل البــلاد وأهلـــهــا أيتامهــــا الواغلـــــون الشاربـون دماءهــا

الغاصبون لها وهم حكامها والأرض إن نام الحماة يكون من

حظِّ الذئاب العاملات سوامها ضاق المغير بأن نهيب بشعبها

ويــودُّ أن لـم يفـق نوّامهــــا ورأى بنـا ظمـاً إلى إيقاظهـــا

من نومها فأمضّه إقدامها من نومها فأمضّه إقدامها من مؤلفاته: البراعم: شعر، الوافي بالعروض والقوافي للتبريزي (تحقيق بالاشتراك مع فحر الدين قباوة)، تسهيل الإملاء (مع آخرين)، سراب عمري: شعر، ديوان عمر يحيى (٢ مج).

وله مجموعة تراجم ومقالات ومحاضرات ورحلات، ومجموعة من القصائد المترجمة لشعراء فرنسيين وأتراك وفرس، وكتاب في النحو (٣).

## عمر يوسف جمعة (١٣٨٨ – ١٤٢٥ه = ١٩٦٨ – ٢٠٠٤م) فقيه مجاهد، عُرف بأبي أنس الشامي.



ولد في السالمية بالكويت، من أصول فلسطينية، وكان يحمل الجنسية الأردنية.

(٣) الثورة ع ٧٣٥٧ (نيسان ١٩٨٧م) ولادته في هذا المصدر ١٨٩٩م؛ معجم المؤلفين السوريين ص٥٣٧م، معجم أدباء حلب ص٤٣٩.

تعلق قلبه بالمساجد منذ صغره، وربًّاه والده على حبِّ اللغة العربية فكان يتحدَّث بالفصحي منذ الرابعة عشرة من عمره. حفظ القرآن الكريم، وانتقل إلى المدينة المنورة ليتخرَّج من جامعتها الإسلامية، وهناك التقى بشباب الجهاد، واقتنع بآرائهم. ومضى إلى الجهاد في أفغانستان عام ١٤١٠هـ، وتدرَّب ثلاثة شهور، وأدَّى القسم على عدم استخدام ما تعلمه ضدًّ المسلمين. عاد ليبشِّر بالجهاد، ويزداد حرصًا على طلب العلم والدعوة إليه، وعمل إمامًا في مسجد مراد بمنطقة صويلح الأردنية ثم انتقل إلى السعودية، وتألم لاعتقال شباب في الصحوة هناك، وناقش العلماء حول الوجود الأمريكي بالخليج، ثم مضى إلى البوسنة والهرسك للتدريس والدعوة، وعاد مدرسًا ومربيًا وواعظًا متطوعًا في الأردن، وقد امتاز بعدوئه وخلقه الطيب، ودعا إلى الجهاد ضد المحتل الأمريكي في العراق، وعارض التوجُّه الحكومي في مساندة الأمريكان، فاعتُقل، ثم انتقل إلى العراق لينضم إلى جماعة (التوحيد والجهاد) التي كان يتزعَّمها القيادي أبو مصعب الزرقاوي. وصار المسؤول الشرعي للجماعة، وظهرت له تسجيلات صوتية ومقالات، واستمرَّ في الجهاد والدعوة ومساندة المحاهدين وإيوائهم، حتى استشهد يوم الجمعة ١٧ سبتمبر (۱).

عمر يوسف العجب (١٣٦٦ - ١٤٣٤ه = ١٩٤٦ - ١٣٦٦) (تكملة معجم المؤلفين)

عمر بن يوسف اليزقني (١٣٣٥ – ١٤١٧هـ = ١٩١٦ – ١٩٩٦م) فقيه سياسي شاعر.

 (١) الموسوعة الحرة ٢٧ مارس ٢٠١١م (نقاذ من جريلة الرأي العام الكويتية ٢٠ سبتمبر ٢٠٠٤م).

ولد في مدينة بني يزقن بالجزائر، تفقه على الشيخ عيسى بن سعيد، ثم انضمً إلى حلقة الشيخ إبراهيم حقّار القراري، وأجيز منه للتدريس في معهده، ثم أنشأ مدرسة الرشد وأدارها، وعمل مدرسًا بالمدرسة الإباضية بمدينة سوق هراس، وتولَّى شؤون الفتوى والوعظ والخطابة بمدينته، وشارك في المفاوضات السياسية بين قبائل وشيوخ مزاب والجيش الفرنسي، واشتُهر بحسن وأعماله مخطوطة، منها: مدوَّنة ضخمة وأعماله مخطوطة، منها: مدوَّنة ضخمة تتضمن أجوبته وفتاويه، وكتاب فيه إرشادات للسعادة الزوجية، وديوان شعر، وحطب كان يلقيها في مناسبات مختلفة، ورسائل تبادلها مع شيوخ وعلماء عصره(۲).

**عمران البشلاوي** (۲۰۱۰ – ۱۶۳۱ه = ۲۰۰۰ – ۲۰۱۰م) طبیب استشار*ي صحّی*.



من مصر. خبير عالمي في الأمراض المعدية، كبير الباحثين بمعهد أبحاث طبِّ المناطق الحارة، استشاري بالمعهد القومي للأمراض المتوطنة والكبد، مستشار بوزارة الصحة. بدا من لقاءات معه وتصريحات له وكتابات أنه طبيب شجاع، نبَّه إلى مؤامرات وكذبات عن الأمراض والأوبئة، مثل مرض انفلونزا الخنازير، وأنه وهم، ومؤامرة إسرائيلية أمريكية.. وما إلى ذلك. وكان حاضرًا في

صحة المحتمع إعلاميًا، في مصر خاصّة، بشكل لافت للنظر. نُعي في ۲۷ جمادى الآخرة، ١٠ يونيه<sup>(۱)</sup>.

عمران موسى البياتي (١٣٢٣ - ١٤١٣ه = ١٩٠٥ - ١٩٩٣م) (تكملة معجم المؤلفين)

عمرو تاج العلم راشد (۱۳۸۲ - ۱۶۲۰ه = ۱۹۹۲ – ۱۹۹۹م) (تكملة معجم المؤلفين)

عمرو خليفة النامي (١٣٦١ - ١٩٤٦هـ = ١٩٤٢ - ١٩٨٦م) داعية ومفكر إسلامي إباضي.



من نالوت بليبيا. حصل على إجازة في اللغة العربية من كلية الآداب والتربية بالجامعة الليبية عام ١٣٨٢هـ، وعلى الدكتوراة في الدراسات الإسلامية من جامعة كمبردج ببريطانيا. درَّس في الجامعة الليبية، ثم كان داعية بجمعية الدعوة الإسلامية، ثم خاضرًا بإحدى الجامعات الأمريكية، وكان أحد أعلام الجماعة الإسلامية (الإحوان أحد أعلام الجماعة الإسلامية (الإحوان المسلمون)، وأديبًا عرفته مجالس الأدب والشعر والنقد، وكاتبًا صحفيًا مذ كان طالبًا بالجامعة، ومفكرًا حمل هموم أمته ووطنه، وشاعرًا فصيح العبارة. درَّس في طوكيو، وفي جامعة كمبردج بلندن. وكان من شيوخه على يحيى معمر، وأستاذه في

(٣) صورته من «الأهرام العربي» ع ١١٧ (٢٦/١/٩) هـ)
 وفيه اة اء معه حول أمور مشابحة لما في ترجمته.

(٢) معجم البابطين لشعراء العربية.

بنغازي العلامة محمد محمد حسين، الذي اهتم برعايته وتوجيهه، فكان له تأثير على ثقافته وشخصيته وتوجهاته الإسلامية. وكان ذكيًا، صافي الذهن، سريع الحفظ، نهمًا في القراءة، ذا فقه دعوي ونشاط اجتماعي، وصلابة في المواقف، وغيرة على الدين. اعتُقل عام ١٣٩٢ه في عهد القذافي، ثم تكررت الاعتقالات، فترك التدريس والسياسة والصحافة، حيث أصبحت مجالًا لا يخوضه سوى عناصر السلطة، واقتنى غنيمات وخرج بها إلى صحراء الحمادة بوسط الصحراء، زاهدًا في الحياة التي لا يسود فيها الحق، لكنه اعتُقل مرة أحرى في عام ٤٠٤ هـ، ولم يعرف عنه أي شيء، ولا أُخبر أهله بأحواله، ولا عرفت له محاكمة عسكرية أو مدنية، وأثارت أجهزة المخابرات إشاعات بمقتله داخل السجن ليسدل الستار على قضيته...

ومن شعره بعد سجنه سنتين، وطلب مغادرة الوطن إلى اليابان سنة ١٣٩٩هـ، قوله:

ودَّعتَ دارك رغم الشــوق للدار والدارُ ذات أحاديث وأخبار يا دارُ أمسيتِ بالأحــزان غامـرةً

تحدي همومكِ من دار إلى دار

نفسى الفداءُ لأرض عشتُ محنتها

ثم ارتحلتُ وحيـدًا غيـر مختـار مبـــدَّدَ الحـول لا زادٌ ولا أمــل

إلا علالاتُ أفكار وأشعار

أنَّ ارتحلتُ فإن القلب يعطفني

إلى الأحبة في شوق وإصرار

بالأمس كنت عرين الجحد يا وطني

وتدرج الفضل في سهل وأوعار

رفعت ألوية للفحر عالية وصعت آثار محد أي آثار

وأمهرت أرضك الأبطال من دمها تسخو به بين أنحاد وأغوار

674 New market Road وحلى إلى ع سيبالمركم 37 CAMBRIDGE

إ سينادنا العلامة الجعلي لمستينج المدس عديد لمسالي اعتظاءاله المست عليم درمة به ورقاة ، ولسندم ي الأنيا . لأفرار وكالكى مد ميون طيقكم سد المرفوان والأعاب . وديدة فانته مناسبة المستبعين المستوان علم الموادها المام الم الكاراً، فيكم أنك منت برعلا في ربوع البدفران في جده تندست وعربة - و وادمى ميذا ي ت تنزت اربع استر فالله كذ أسس ع الحصل ع بعض المخطوط مان أعشرها في دراسة .. للقد سعدت بزيارة الدهوان ودفك ومدن بعض لعنية .. والديد أأصبا أن أأسنا لكم عنم عوراته عثت ع ليفهكن منسوب ليفع أكمنا أسال زيده ، كتاب العلام فاريد زيد جريد/ لله حيب بدار حيب (مامالاناط) ؟ كتاب الناج بير وكلام صفي أن أمكان عشير صفية الواحد كتاب رواوت الربيع بيد حام أو رواي أو صدة عبد إلك بير صفي .. ها هو نشو كتا با نشي إرسع ساعيب أم لعد الد كتاب نفاع إلى الديد يدليان الأدار المائد المراد صفيرة

عمرو خليفة النامي (خطه)

واليوم لا شيء غير الحزن يا وطني وغير أنات أطيار لأطيار

صدر فبه کتاب:

الدكتور عمرو خليفة النامي: سيرته، مواقفه وأعماله الفكرية والأدبية/ محمود محمد الناكوع.

وآخر بعنوان: عمرو النامي: مسيرة عطاء في درب الخير/ سلطان بن مبارك الشيباني. ومن آثاره القلمية: قناطر الخيرات لأبي طاهر إسماعيل بن موسى الجيطالي النفوسي (تحقيق وتعليق)، دراسات عن الإباضية (ترجمه ميخائيل خوري، وهي رسالته في الدكتوراه، وقد طبعت)، ظاهرة النفاق في إطار الموازين الإسلامية، أجوبة علماء فزان لابن فتى وابن خلف (أكمل تحقيقه إبراهيم طلاي)، أجوبة ابن حلفون (بآخر رسالته الدكتوراه)، أصول الدين لتبوغرين بن عيسى (تحقيق، ملحق برسالته في الدكتوراه)، الردُّ على جميع المخالفين لأبي حزر يغلا (أكمل تحقيقه أحمد كروم)، رسالة التوحيد لأبي العباس أحمد بن أبي عبدالله بكر النفوسي (تحقيق)، رسالة الحقائق لإبراهيم البراوي

(تحقيق)، ديوان شعر. وله مؤلفات أحرى ذكرتما في (تكملة معجم المؤلفين)(١).

عمرو محمد عبدالباقي أبو العلا (۰۰۰ - ۱٤۲٦هـ = ۰۰۰ - ۲۰۰۰م) (تكملة معجم المؤلفين)

عمرو محمد نوّار ( . . . - 34316 = . . . - 41.79) (تكملة معجم المؤلفين)

عمرو مسعود أبو القاسم (۱۳۲۹ - ۱۳۲۱هـ = ۱۹۳۰ - ۲۰۰۰م) (تكملة معجم المؤلفين)

عمو بابا = عمانوئيل بابا داود

(١) معجم أعلام الإباضية ٢/ ٣١٩، دليل المؤلفين الليبيين ص٢٩٧، المجتمع ع ١٤٢١ ص٣٩، وع ١٧١٢ (١٤٢٧/٧/٤) ص٣٦، سبجل بأسماء شهداء وضحايا القتل والاغتيال السياسي ص٦٩. ودراسة وافية عنه في مقدمة كتابه «دراسات عن الإباضية» المترجم. وخطه من كتاب: الشيبة أبو بشير ٢٠/٢٦.

عميد الزمان القاسمي الكيرانوي (۰۰۰ - ۱٤٣١هـ = ۰۰۰ - ۲۰۱۰م) عالم لغوى محقق.

من الهند. والده مسيح الزمان. تعلم في جامعة ديوبند، أسهم في حركة التحرير، تضَّلع من العربية فهمًا ونطقًا وكتابة، وكذلك الإنجليزية، وكان ينطق العربية سهلة سليمة كما ينطقها أهل الضاد، أسَّس وأشرف على معهد التخصص باللغة العربية الكائن بذاكر نغر بدهلي. كتب مقالات رائعة، وألقى محاضرات بديعة، وحرَّج معهده عددًا لا بأس به من المؤهّلين في العربية، وأصدر جريدة «اقرأ تتحسّن لغتك العربية» التي رأس تحريرها راشد على القاسمي، لكنها أُغلقت. شغل مناصب في عدد من الجالس والمنظمات الإسلامية، وقام برحلات متلاحقة إلى الجامعات الإسلامية والعصرية والمدارس والمراكز الإسلامية للمشاركة فيما يفيد الدارسين والباحثين. توفي يوم الجمعة ١٤ شوال، ٢٤ سبتمبر.

من تآليفه: تدريس الفقه الإسلامي في المدارس الدينية، تحت ظلال السيوف: بين الإسلام والمسيحية/ مشير جاويد أكبر (ترجمة مع راشد على القاسمي)(۱).



عمير بن حييّ الهاملي (١٣٥٤ - ١٩٤١ه؟ = ١٩٣٥ - ٢٠٠٠م) (تكملة معجم المؤلفين)

(١) مجلة الداعي ع ١ - ٢ (محرم - صفر ٢٣٤ ١ه).

#### عمير بن راشد بن عفيشة (١٣٢٢ - ١٤٠١ ه = ١٩٠٤ - ١٩٨١م) (تكملة معجم المؤلفين)

عناد غزوان إسماعيل (١٣٥٣ - ١٤٢٥ = ١٩٣٤ - ٢٠٠٤م) أديب. ناقد.



ولد في الديوانية بالعراق. حصل على دكتوراه فلسفة في الأدب العربي من جامعة درم بإنجلترا، تعين في وظائف، منها: عميد كلية أصول الدين، رئيس قسم اللغة العربية بكلية الآداب، رئيس اتحاد الأدباء والكتاب العراقيين، رئيس جمعية المترجمين العراقيين، عضو رابطة نقاد الأدب، رئيس تحرير مجلة



عناد غزوان رأس تحرير مجلة (المورد)



كما رأس جمعية المترجمين العراقيين

صدر فيه كتاب: الأستاذ الدكتور عناد غزوان: مواقف وشهادات/ مجموعة من الأدباء؛ إعداد معتز عناد غزوان (ذكر له فيه ٢٨ كتابًا مطبوعًا، و ٣١ بحثًا). كتب أكثر من (٤٠) بحثًا، وله كتب، منها: آفاق في الأدب والنقد، بيت الحكمة: الماضى والحاضر (ندوة فكرية مع آخرین)، تیارات نقد الشعر العربی المعاصر: إشكالية المنهج (مع آخرين)، خمسة مداخل إلى النقد الأدبي: مقالات معاصرة في النقد/ ويلبرس سكوت (ترجمة مع جعفر الخليلي)، دور الأديب في بناء المحتمع العربي العصري، مختارات من آثار الجاحظ (مع جلال الخياط وعلى علوان)، مستقبل الشعر وقضايا نقدية، مكانة القصيدة العربية بين النقاد والرواة العرب، نقد الشعر في العراق بين التأثرية والمنهجية، أصداء: دراسات أدبية نقدية، المرثاة الغزلية في الشعر العربي، نزعة التمرد والسخرية في شعر الحطيئة، نقاد الأدب/ جورج واتسون (ترجمة مع الخليلي)، أسفار في النقد والترجمة. وكتب أخرى ذكرت في (تكملة معجم المؤلفين)(٢).

عنایات حسن مرعی (۲۰۰۰ – ۱٤۲٥ = ۲۰۰۰ – ۲۰۰۶م) (تکملة معجم المؤلفین)

 (٢) موسوعة أعلام العراق ٢/ ١٤٨، معجم المؤلفين العراقيين ٢/ ٤٤٦، كتابه «أسفار في النقد والترجمة».

#### عنايات الطحاوي

(۱۰۰۰ – بعد ۱۳۹۰ه = ۲۰۰۰ – بعد ۱۹۷۰م) (تکملة معجم المؤلفين)

#### عنایات طلعت (۱۰۰۰ – ۱٤۲۹ه = ۲۰۰۰ – ۲۰۰۸م) (تکملة معجم المؤلفین)

#### عنبرة سليم الخالدي (۱۰۰۰ - ۱۹۸۱ه = ۲۰۰۰ - ۱۹۸۱م)

أديبة، مترجمة، داعية إلى «تحرر» المرأة. هي عنبرة سليم سلام الخالدي، أخت رئيس الوزراء اللبناني صائب، زوجة أحمد سامح الخالدي.

ولدت في بيروت مطلع القرن العشرين الميلادي. تلقت دروسها في جمعية المقاصد الخيرية، ومار يوسف، وتتلمذت على عبدالله البستاني وجوليا طعمة وغيرهما، ثم ذهبت إلى إنكلترا لدراسة اللغة الإنجليزية، واطلعت هناك على أحوال الغرب، والتقت برجالات الحركة الوطنية في المنفى. أسَّست الجمعيات والمنتديات الإصلاحية، وأسهمت في الخطوات النسائية الباكرة، وشاركت في إنشاء المصانع وبناء الملاجئ للأيتام زمن الحرب الأولى، وأسَّست «نادي الفتيات» سنة ١٩١٧ بمساعدة أحمد مختار بيهم، و «الجمعية النسائية» عام ١٩٢٤ مع سلمى صائغ. وبدأت تكتب في الأهرام. وشاركت في اجتماعات ونشاطات الحركة الوطنية في فلسطين، كما شاركت في مؤتمرات، وصادقت نساء ذوات مناصب ومكانة. توفيت في شهر رمضان، أيار. من آثارها: جولة في الذكريات بين لبنان وفلسطين، إلياذة هوميروس (ترجمة)، الإنيادة/ فرجيل (ترجمة)، الأوذيسة (ترجمة)<sup>(۱)</sup>.

 (۱) النهار ع ۱۳۰۵ (۱۹۸۵/۰/۱۹)، ومما كتبته دنيا مروة في جريدة الشرق الأوسط ع ۲۷۲ (۱۹/۲۰) ۱۹۵
 وفيها أن والدها (علي سلام)؟



عنتر الزوابري (۱۳۹۰ - ۱۲۲۲هـ = ۱۹۷۰ - ۲۰۰۲م) مقاتل، لقبه أبو طلحة.



ولد في منطقة حوش الفرو في دائرة بوفاريك بولاية البليدة في الجزائر، من عائلة محافظة انخرط غالبية أفرادها في «الجبهة الاسلامية للإنقاذ». أمير «الجماعة الإسلامية المسلحة» الذي قام بأعمال مسلحة هزت العاصمة منذ ١٤١٦هـ، وخلف بعضها نحو (٧٠٠) قتيل، وكان قد بادر إلى إعادة تنظيم صفوف الجماعة من خلال إرسال عدد من الناشطين إلى العاصمة والمناطق القريبة منها، وانتقل هو إلى وسط مدينة بوفاريك بعد سنوات من الإقامة في مرتفعات تالة عشة والشريعة بين ولايتي البليدة والمدية. وكانت قوات الحكومة تتربص به حتى قُتل في اشتباك معهم صباح يوم الجمعة ٢٥ ذي القعدة، ٨ شباط فبراير في مدينة بوفاريك، وكان يقود في آخر أيامه نحو (١٥٠) عنصرًا مدرَّبين أقوياء.. وهو شقيق «على» مؤسّس جماعة الأمر

بالمعروف والنهي عن المنكر، الذي قُتل أيضًا عام ١٤١٣هـ(٢).

#### عنتر سعید مسلم (۱۳۵۵ – ۱۶۲۳ ه = ۱۹۳۱ – ۲۰۰۲م) قارئ منشد.



من مواليد قرية العمة في مركز قطور بمحافظة الغربية، كف بصره وهو في الواحدة من عمره، وجهه والده للكتّاب، فتعلم القرآن الكريم، وحفظه وجوّده وهو في الثامنة من عمره، وقرأ في المحافل والتعازي، ثم درس المقامات الموسيقية على متخصصين، فعرف العزف على العود والناي وغيرهما، وتمكن من النغم، وأنشد في الموالد، ثم تعلم القراءات على المشايخ وأتقنها، وذاع صيته، وطلب للقراءة في أنحاء البلاد، وله تسجيلات نادرة. توفي يوم الجمعة ٢٩ مددى الآخرة، ٢ سبتمبر (٣).

## العندليب = فوزي الرفاعي

#### عندليب أحمد العمد (١٣١٤ - ١٣٩٩ه = ١٨٩٦ - ١٩٧٩م) ناشطة في الحركة النسائية.

ولدت في نابلس، وتعلمت في مدرستها. نقَّدت مهام وطنية واجتماعية تحت مظلة العمل الخيري، وأسهمت في تأسيس لجنة المتعاون والثبات التي كانت بمثابة الجناح النسوي لمقاومة المشروع الصهيوني. عملت

 <sup>(</sup>۲) الحياة ع ۱٤۲۷/۱۱/۲۷ (۱٤۲۰/۱۱/۲۷هـ) ص٦.
 (۳) منتديات نوافذنا (رمضان ١٤٣٤هـ).

عواد جديد البندل معياً ١١/١١/ ٢٠٠٠

على تأسيس الاتحاد النسائي العربي الفلسطيني في نابلس، وكانت رئيسة له منذ عام ١٣٦٨ (١٩٤٨م) وحتى وفاتما، رئيسة النادي الثقافي الرياضي، عضو جمعية المقاصد الخيرية، رئيسة الاتحاد اللَّوائي للجمعيات الخيرية بنابلس، أسَّست دارًا لليتيمات، ومستشفى للأطفال اللاجئين، ومعهد النور للكفيفات، شاركت في مؤتمرات الاتحاد العربي النسائي والفلسطيني، وحجَّت. توفيت في ٢ ذي الحجة، ٢٣ تشرين الأول (أكتوبر)<sup>(۱)</sup>.

قبلهما بأسبوعين. للقضاة خلال محاكمات نورمبرغ(١)!

وذكر محامي الدفاع الإيطالي أن المحاكمة لم تنجح في إثبات أنه تسرَّع في إصدار أحكامه، خلافًا النازيين

عواد البندر (خطه وتوقيعه)

مين قائد العرب ورنس العراق بشيئ رغم أن الدعداء خدود بين إودع

افا رفض الطلب أو الأفراج عشراللوافقه فأرتقي عملى الصعب وطلب

الشراده بنف راضعه مؤمنه بالله وبالعمل والمبادى فيليلى لفدي وأفخرى

به بين نساء المعرب والسام عليك علما حُوالَكُ ورحمة بله معكامة وسم



عوَّاد عبدالمجيد الأعظمي  $(\forall \exists \forall i - \Gamma \cdot \exists i \in A \forall P i - \Gamma \tilde{A} P i = A)$ 

باحث في التاريخ الإسلامي.

من الأعظمية ببغداد. حصل على الدكتوراه في التاريخ الإسلامي من جامعة سانت أندروز ببريطانيا، ومن هناك سافر إلى مكة ليدرِّس في كلية التربية بجامعة الملك عبدالعزيز، وعاد إلى بغداد ليدرّس في جامعتها، حتى وفاته. وكان معتزًا بالتراث الإسلامي، مثقفًا واسع الاطلاع، كتب بحوثًا عديدة نشرت في دوريات محكمة. من كتبه المطبوعة: نزعات في الفكر الأوربي، بحث في الجذور التاريخية لمدينة القدس، تاريخ مدينة القدس (أصله دكتوراه)، معالم التراث العربي الإسلامي في فلسطين، الزراعة والإصلاح الزراعي في صدر الإسلام والخلافة الأموية، الأمير مسلمة بن عبدالملك بن مروان، دراسات في تاريخ الاقتصاد العربي الإسلامي (مع حمدان الكبيسي)، الخلافة الأموية، تاريخ الري في سهول وادي الرافدين من صدر الإسلام حتى نهاية العصر العباسي، الجذور التاريخية في تطلعات العرب المسلمين لفتح مدينة القدس (٣).

(۲) الحياة ع ١٥٩٩٢ (١٤٢٧/١٢/٢٦هـ)، الموسوعة الحرة ٢/٩/٨ ٢٠١٩م. وخطه من قروب نواف بيك.

(٣) موسوعة المؤرخين العراقيين لإبراهيم العلاف، في موقع

عواطف أحمد عبدالجليل (A371 - 7731a = P7P1 - 71.79)

محررة صحفية علمية ريادية.

من مواليد المنيا. حصلت على إجازة في العلوم من جامعة القاهرة، ودكتوراه في الإعلام من الجامعة نفسها. عملت رئيسة للقسم الخارجي بجريدة (القاهرة) المسائية، ومحررة علوم في جريدة (المساء)، ووضعت برناجًا للثقافة العلمية للأطفال فيها، ثم رأست تحرير مجلة (العلم والحياة)، ورأست القسم العلمي بجريدة الجمهورية بأمر من جمال عبدالناصر، ثم كانت نائبة لرئيس تحريرها، وتفرَّغت لكتابة عمودها اليومي بالجريدة (العلم والحياة). وعُرفت بتبسيطها العلوم، ونالت الميدالية الذهبية للصحافة في عيدها المئوي عام ١٣٨٥هـ (١٩٦٥م) لكونما أول محررة علمية في الصحافة العربية من السيدات، ونالت أوسمة حكومية أخرى، وكانت عضو نقابة الصحافيين،

محلة علوم إنسانية (استفيد منه في ١٤/٧/١٤هـ)، معجم المؤلفين والكتاب العراقيين ٥/ ٤٩٨.





من العراق. رئيس المحكمة الثورية في عهد صدام حسين، التي أصدرت أحكامًا بالإعدام بحق (١٤٣) من الشيعة العراقيين من سكان الدجيل في ٨ آب ١٩٨٢م، عندما قام مجموعة من المسلحين بإطلاق النار على موكب صدام في محاولة لاغتياله. ذُكر أنه أول قاض يلاحَق في العالم بسبب إصداره أوامر بإعدامات سياسية منذ «محاكمات نورمبرغ». وقد قُبض عليه بعد أن احتل الأمريكان العراق، وأعدم، يوم الإثنين ٢٥ ذي الحجة، ١٥ كانون الثاني (يناير) مع برزان التكريتي، ودُفنا في قرية العوجة عند صدام حسين، الذي أعدم

(١) موقع مدينة نابلس الإلكترونية ١٠/١/١٥م.

وعضو للجنة الدائمة في لجان التحكيم بوزارة الثقافة لمنح جوائز زوجة الرئيس حسني مبارك لتبسيط العلوم، وأول عضو عربي إفريقي بمجلس إدارة الاتحاد العالمي للمشتغلين بالعلوم. توفيت يوم الثلاثاء ٢ شعبان، ٢٦ يونيه.

وعما ترجمت من كتب: الأرض في الميزان: الإيكولوجيا وروح الإنسان/ آل جور، عجائب الكيمياء/ إيرا فريمان، علم أم خرافة/ برتا موريس، دنيا العلم العجيبة/ ماي وإيرا فريمان.

ومن مؤلفاتها: الإعلام العلمي الحماهيري(١).

# عودة جمعة سالمين (۱۹۸۰ – ۱۹۸۲هـ = ۰۰۰ – ۱۹۸۲م)

باحثة علمية وداعية إسلامية.

حصلت على الدكتوراه من قسم النباتات في كلية العلوم بجامعة ريدنج في بريطانيا عام ١٣٩٩ه، ثم كانت أستاذة في قسم النبات بجامعة الكويت. اشتهرت بدماثة الخلق، وطيب النفس، والتحلي بالأخلاق الفاضلة. فكانت مربية فاضلة، تخرَّج على يديها طالبات علم ودين.

لها مقالات عديدة في مجلة «المحتمع» الكويتية.

وعنوان رسالتها في الدكتوراه: دراسات تصنيفية على الجنس براسيكا في منطقة حوض البحر الأبيض المتوسط(٢).

#### عودة عبدالواحد جودة (۲۰۰۰ – ۱۶۲۰ه = ۲۰۰۰ – ۲۰۰۶م) (تكملة معجم المؤلفين)

#### عوسي الأعظمي = جاسم محمد طه

- (۱) ۱۰۰۰ شخصية نسائية مصرية ص۱۷۱، الأهرام الرقمي ۲۷ يونيه ۲۰۱۲م.
- (۲) الجنمع ع ۵۱۷ (۱۲/۲/۲۱هـ) ص٦ مع إضافات.

# عوض أبشر (۲۰۱۰ - ۱٤۳۳هـ = ۲۰۱۰ م)

إعلامي رياضي. من أم درمان بالسودان. عمل لاعبًا رياضيًا، وحكمًا، وإداريًا، وانتهى به المطاف صحفيًا. عمل في العديد من الصحف رئيسًا للقسم الرياضي، وبقي على ذلك سنوات طوالًا، وكان رئيسًا للصفحة الرياضية بجريدة (السودان الجديد)، ورئيسًا لتحرير جريدة (السياسة)، وغيرها من الصحف الرائجة. توفي يوم الاثنين ٢٢ صفر، ١٦ يناير (ال.

# العوض بن أحمد بن الحسين (۱۳۳۷ - ۱۹۱۲ هـ؟ = ۱۹۱۸ - ۱۹۸۲م) (تكملة معجم المؤلفين)

**عوض بدير الحداد** (۲۰۰۰ – ۱٤۲٦ه = ۲۰۰۰ – ۲۰۰۰م) (تكملة معجم المؤلفين)

عوض جبريل (۱۳۵۱ - ۱۲۲۶ه = ۱۹۳۲ - ۲۰۰۳م) (تكملة معجم المؤلفين)

عوض بن الحسيني قشطة (۱۳۳۷ – ۱۶۲۲هـ = ۱۹۱۸ – ۲۰۰۱م) (تكملة معجم المؤلفين)

**عوض بن حمد القوزي** (۱۳۶۱ – ۱۶۳۶ هـ = ۱۹۶۲ – ۲۰۱۳ م) نحوي بحمعي.

(٣) صحيفة قوون الرياضية السودانية ١٢/١/١٨ ٢ م، آخر لحظة ٢٠١٢/٢/١٩م.



ولد في بلدة القوز بمحافظة القنفذة في السعودية. حاز شهادة الماجستير من قسم اللغة العربية بكلية الآداب في جامعة الملك سعود بالرياض، والدكتوراه في علوم النحو والصرف من جامعة أكسفورد ببريطانيا. أستاذ بكلية الآداب في جامعة الملك سعود، كتب في علوم اللغة وبحث وحقَّق ونشر، وأشرف على رسائل علمية. عضو مجمع اللغة العربية بدمشق، والقاهرة. عضو جمعيات: لسان العرب، حماة اللغة العربية، الجمعية اللغوية السعودية. شارك في مؤتمرات أدبية وثقافية عربيًا وإسلاميًا. مات في حادث سير نهاية إجازة عيد الأضحى. كتبه وتحقيقاته: التعليقة على كتاب سيبويه/ أبو على الفارسي (تحقيق، ٦ مج)، ما يحتمل الشعر من الضرورة/ السيرافي (تحقيق)، المصطلح النحوي: نشأته وتطوره حتى أواخر القرن الثالث الهجري (أصله ماجستير)، معانى القراءات/ أبو منصور الأزهري ( تحقيق مع عيد مصطفى درویش، ۳ مج).

ومن بحوثه الطويلة المنشورة: الأصول بين النحاة والفقهاء، أنغام التراث<sup>(1)</sup>.

**عوض صالح سلمي** (۱۳۸۸ – ۱۶۲۱ه = ۱۹۶۸ – ۲۰۰۰م) قائد مجاهد.

 <sup>(</sup>٤) موسوعة الشخصيات السعودية ص ٤٩٣، معجم الكتاب والمؤلفين في السعودية ص ١٢٨، عكاظ (النسخة الإلكترونية) ع ٤٥١٤ (١٢/٢١) ١٤٣٤/هـ).



من مدينة غزة. أكمل تعليمه الثانوي وهو في سجون السلطة الفلسطينية، وسجل في كلية أصول الدين بالجامعة الإسلامية، اعتقل مرات، منها أربع سنوات في السجن المذكور، وكان كثير التردد على المسجد. التحق بصفوف كتائب عز الدين القسام عام ١٤١٢هـ، وقام بالكثير من العمليات العسكرية، وأصبح مطلوبًا لقوات الاحتلال. استمر في الجهاد. وحرّر نفسه من السجن المذكور أثناء انتفاضة الأقصى، وقام بأكثر من (۱۰) عمليات عسكرية نوعية بطولية، منها عملية الانتقام لعماد عقل التي قُتل فيها عدد من الجنود الصهاينة، بينهم الكولونيل منير الذي أعطى أوامره باغتيال عقل. وكذلك عملية شارع الثلاثيني في غزة ومقتل ضابطين. استشهد يوم السبت ٦ رمضان، ٢ ديسمبر، في عملية اغتيال بينما كان يحاول زرع عبوة ناسفة بالقرب من معبر المنطار (كارني) بين الكيان الصهيوني وغزة(١).

عوض علي باجناح (١٣٥٤ - ١٤٣٠ه = ١٩٣٥ - ٢٠٠٩م) (تكملة معجم المؤلفين)

عوض عوض الدحة (۱۳۲۱ – ۱۳۲۲ه = ۱۹۲۲ – ۲۰۰۱م) (تكملة معجم المؤلفين)

(١) العالم الإسلامي ع ١٧١٣، شهداء الحركة الإسلامية
 ٣/ ١٣٧، شبكة فلسطين للحوار (في الذكرى السنوية التاسعة لاستشهاده).

عوض القوزي = عوض بن حمد القوزي

عوض بن محمد بانجار (۱۳۲۱ - ۱۳۲۱ه = ۱۹۶۱ - ۲۰۱۳م) عالم داعية.



من مواليد غيل باوزير في حضرموت. نشأ على حبِّ العلم، أخذ علوم الفقه وغيره عن الشيخين سعيد بن عمر باوزير وسعيد بن عمر برعية، نال دبلوم اللغة العربية من كلية التربية بجامعة عدن في المكلّا، ثم درَّس، وعمل في مكتب الإشراف التابع لإدارة التربية والتعليم، كما التحق بمجلس النواب بصنعاء ستَّ سنوات، أمَّ وخطب في مسجد باحميد في غيل باوزير، ودعا إلى الله في وطنه، وحضر بعض الندوات والمؤتمرات الدينية المحلية، عضو اتحاد علماء الجنوب. قرأ لأعلام الدعوة في العصر، وتأثر بكتابات الشهيد سيد قطب، وخطب الشيخ عبدالحميد كشك، وقرأ (في ظلال القرآن) غير مرة. وكان داعية كبيرًا مؤثرًا، وله تلامذة، جاهر بالدعوة في فترة الحكم الشيوعي فاعتقل وعذِّب. دعا إلى الجهاد لنزول الأمريكان في أرض اليمن. توفي بعد مرض يوم الأحد ٢٧ جمادي الأولى، ٧

له رسائل ومطويات أصدرها في مناسبات وغير مناسبات، إلى جانب مئات المواد الصوتية والمرئية، وله أكثر من (٣٧) كتيبًا، منها: محبة الحبيب الأعظم رسول الله صلى الله عليه وسلم، حقيقة اليقين،

أهية الإيمان وضرورة تقويته وزيادته، مصادر العزة وأسباب الذلة، حقيقة حقوق الإنسان، من روائع ولطائف سورة يوسف، حقيقة الخوف، الوطن الحقيقي، حقيقة الهداية، المصطفى في القرآن، مذكرات من حياة داعية (يوميات داعية)، حقيقة الدنيا في القرآن الكريم، الهوى وأصحاب الأهواء، سنن الله في هلاك الأمم، الحراك الدعوي، وغيرها المذكورة في (تكملة معجم المؤلفين)(٢).

#### عوض محمد عبدالرزاق (۱۳٤۸ – ۱۶۰۰ ه = ۱۹۲۹ – ۱۹۸۰م) قیادی شیوعی.

ولد في بلدة الغابة شمال السودان. قضى عامين في كلية غردون وانتظم في لجان مؤتمر الخريجين. التحق بجامعة فؤاد الأول في القاهرة، انخرط مع بعض زملائه في تنظيم «حدتو» الشيوعية (الحركة المصرية للتحرر الوطني). قاد إضراب طلاب بيت السودان خلال حكم النقراشي ففُصل من الجامعة وطُرد من مصر. عاد ليواصل نشاطه في «الحركة السودانية للتحرر الوطني» (الحزب الشيوعي فيما بعد) وصار المسؤول السياسي الأول عن التنظيم (سكرتيرًا)، كما لمع اسمه في «شباب الأشقاء»، وكوَّن مؤتمر الشباب وصار أمينًا عامًا له. درَّس في المدارس الأهلية ولكنه فُصل منها لشيوعيته، كما فُصل من سكرتارية اللجنة المركزية للحزب، وطُرد، ووُصف بـ«الانتهازية».. عمل صحفيًا، ثم موظفًا بمكتب مدير جامعة الخرطوم ليعيش على الكفاف، ومات صعلوكًا لم يستقرَّ ولم يتزوج<sup>(٣)</sup>.

<sup>(</sup>٢) الموقع الرسمي للمترجم له (إثر وفاته) وإضافات.

<sup>(</sup>٣) رجال وتاريخ ص١٤. وذكر في نص ترجمته أن ولادته

عوض محمد عوض المرّ (۲۰۰۰ – ۱٤۲٥ه = ۲۰۰۰ – ۲۰۰۶م) مستشار قانونی.



من مصر. من أعلام القضاء في بلده. درَّس الإنجليزية في كلية الحقوق بجامعة القاهرة، بذُل جهوده لبناء المحكمة الدستورية العليا ورأسها، عضو نقابة المحامين. مات في ٢٠ ربيع الأول، ٢٠ أيار (مايو).



عوض المر رأس المحكمة الدستورية العليا من عناوين كتبه: الرقابة القضائية على دستورية القوانين في ملامحها الرئيسية، من دستورية حق المواطن في الحرية والمساواة (۹۰۰ ص)(۱).

# عوض محمد قاسم أبو خبر (۲۰۰۰ – ۱٤۲٤ه = ۲۰۰۰ – ۲۰۰۶م)

مهندس خبير.

وهو عوض محمد قاسم حسنين.

من مصر. أستاذ بكلية الهندسة في جامعتي أسيوط وجنوب الوادي، محكَّم في النزاعات الهندسية، عضو الجمعية الهندسية اليابانية، وجمعية استخدام الحاسب الآلي للمشكلات الهندسية بأمريكا، رئيس اتحاد الدارسين العرب باليابان، عضو هيئة التحلية الدولية. مات إثر حادث يوم الثلاثاء ٥ ذي الحجة، مات إثر حادث يوم الثلاثاء ٥ ذي الحجة،

(۱) الأهرام ع ۲۲۸۹۷ (۲۲/۳/۸ ۱۹۵۱ه)، والعدد التالي
 منه، وع ۲۹۰۹ (۲۱/۱۱) ۱۹۲۵ه.

له: دراسة تأثير طبقة الإحلال بالرمل أسفل الأساس في التربة القابلة للانتفاخ، وهي رسالته الماجستير التي حصل عليها من الجامعة نفسها سنة ١٤١٠هـ (١٩٩٠م).

عوض محمد مالك (١٣٥٨ - ١٤٢٧ه = ١٩٣٩ - ٢٠٠٦م) (تكملة معجم المؤلفين)

عوض الله صالح (۱۳۳۱ – ۱٤۰۸ه = ۱۹۱۲ – ۱۹۸۸م) عالم فقیه داعیة.



ولد بأم درمان في السودان. تخرَّج في قسم القضاء الشرعي، وعمل في القضاء بعدة مدن، ثم كان قاضيًا بمحكمة الاستئناف في الخرطوم، ثم كان مفتي السودان، ونائب رئيس القضاء، ورئيس هيئة إحياء النشاط الإسلامي، وعضو المجلس التأسيسي لرابطة العالم الإسلامي، وأسهم في إنشاء لجنة السلام الإسلامي المؤريقي. وكانت له حلقة في الإسلامي الإفريقي. وكانت له حلقة في بشمبات استمرت أكثر من (١٣ عامًا)، مع برامج في الإذاعة. كان علمًا من بشمبات المترسة ورجلًا من الدعاة ألاسلاميان الأمة الإسلامية، ورجلًا من الدعاة الإسلاميين الذين حملوا راية الإسلام

(٢) أخبار العالم الإسلامي ع ١٠٦٦ (١٤٠٨/٨/٣)،

عوض الله مصطفى الحلاج = مصطفى الحلاج

العوضي الوكيل (١٣٣٤ – ١٤٠٣هـ = ١٩١٥ – ١٩٨٣م)

شاعر أديب.



من الدقهلية بحصر. تخرَّج في دار العلوم، عمل مستشارًا بمجلس الدولة، ومراقبًا على برامج الأطفال في الإذاعة، كما اشتغل في الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وصار وكيل وزارة الثقافة. فاز بجائزة الشعر من مجمع اللغة، وجوائز أخرى.

قدِّمت في شعره رسالة ماجستير إلى جامعة الأزهر بأسيوط عنوانها: العوضي الوكيل شاعرًا وناقدًا/ محمود حمدان محمد بخيت. ومن مؤلفاته: أغاني الربيع، الديوان: في النقد والأدب، الشعر بين الجمود والتطور، شفق، العقاد والتجديد في الشعر، فراشات وأنوار: شعر، قضية السفود بين العقاد وحصومه، مطالعات وذكريات: أدب وتاريخ، من أمَّهات الكتب العربية، من مراثي الحيوان في الشعر العربي، نظرات في الشعر السعودي المعاصر (٣).

**عون الشريف قاسم** (۱۳۵۲ - ۱۲۲۱ه = ۱۹۳۳ - ۲۰۰۱م) کاتب ومصنّف إسلامي وزير.

الرأي العام (السودان) ١٤٣٠/٩/٤هـ.

(٣) أعلام مصر في القرن العشرين ٣٥٠. والصورة من معجم البابطين.





ولد في مدينة حمص، ودرس الثانوية في مدارسها، عمل محررًا في صحيفة «العروبة» الحمصية منذ تأسيسها، وترأس تحريرها مدة، وأصدر مجلة «الخمائل» الأدبية، وله مقالات، وقصائد منشورة<sup>(٢)</sup>.

عوني إفرام كرُّومي (١٣٦٥ – ١٩٤٧هـ = ١٩٤٥ – ٢٠٠٦م) كاتب ومخرج مسرحي درامي.



ولد في الموصل، حصل على الدكتوراه في المسرح من ألمانيا، درَّس في أكاديمية الفنون الحميلة وفي ألمانيا ودول عربية، أخرج نحو (٨٥) عملًا مسرحيًا وأكثر من (١١) مسرحية، حصّل جوائز عربية وعالمية، منها جائزة أفضل مخرج عراقي (٤) مرات، حضر مؤتمرات وشارك في مهرجانات مسرحية. مات في أوائل شهر جمادي الأولى، آخر

(٢) معجم البابطين لشعراء العربية.



المسرحي (مع إبراهيم غلوم وقاسم محمد)، طرق تدريس الممثل (مع أسعد عبدالرزاق)، فنّ الممثل، المسرح الغربي، المسرح المدرسي، الحركة والممثل، المسرح الألماني المعاصر، وظيفة المخرج في المسرح، أطروحات في المسرح العراقي القديم، جروتوفسكي والمسرح القصير، الاغتراب في المسرح العربي، روبرتو تشوللي وفرقة مسرح الرور (٢).

عوني توفيق الخالدي (1771-0.312=7191-01919) (تكملة معجم المؤلفين)

عوني حسن العجمي (۱۳۳۰ – ۱۹۱۷هـ = ۱۹۱۲ – ۱۹۹۹م) (تكملة معجم المؤلفين)

عوني الحسيني (۲۰۰۰ – ۱٤۲۸ه = ۲۰۰۰ – ۲۰۰۷م) (تكملة معجم المؤلفين)

عونى سبيت (A371-P731a=P7P1-A..74) (تكملة معجم المؤلفين)

عويِّد بن عيَّاد المطرفي (7071 - . 731a = 3771 - P . . 74) عالم فقيه باحث.



(٣) موسوعة أعلام العراق ٢/ ١٦٨، معجم المؤلفين والكتاب العراقيين ٥/ ٥٠٤ الأهرام ع ٤٣٦٤١ (٥/٥/٥)، موسوعة أعلام الموصل.



دكتوراه الفلسفة من جامعة أدنبرة، درّس

بمعهد الدراسات الشرقية والإفريقية بجامعة لندن، وبجامعة الخرطوم، رئيس وحدة

الترجمة والتعريب في الجامعة وأستاذ الأدب

العربي فيها، رئيس تحرير محلة (الدراسات

السودانية)، وزير الشؤون الدينية والأوقاف

(۱۳۹٦ - ۱۳۹۱هـ)، رئيس مجلس

جامعة أم درمان الإسلامية، رئيس محلس

إدارة دار الصحافة للطباعة والنشر، رئيس

تحرير مجلة الوادي (عن دار الصحافة وروز اليوسف)، مدير معهد الخرطوم الدولي للغة العربية، رئيس مجلس جامعة الخرطوم، مدير جامعة أم درمان الأهلية. مات في ٢٠ ذي الحجة، ١٩ يناير (كانون الثاني). له عدد كبير من الكتب والأبحاث، ومن عناويين كتبه: الإسلام والبعث القومي، الدين في حياتنا، الرسالة الخاتمة، دبلوماسية محمد صلى الله عليه وسلم، في الطريق إلى الإسلام، في صحبة الإسلام والقرآن، في معركة التراث، قاموس اللهجة العامية في السودان، موسوعة الثقافة الإسلامية: الألف والباء، موسوعة القبائل والأنساب في السودان وأشهر أسماء الأعلام والأماكن (٤ مج)، نشأة الدولة الإسلامية على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، الإسلام والثورة الحضارية. وله مؤلفات أخرى ذكرت

(١) ترجمته من كتابه «موسوعة القبائل»، الخرطوم ع ٦٢٤٨ (١٢/٥) ٢٢٤٨هـ)، تراجم شعراء وأدباء وكتاب من السودان ص٢٢١.

في (تكملة معجم المؤلفين)(١).

ولد في المدينة المنورة، طلب العلم على كبر، وتعلم في المدارس الليلية بمكة، وعمل في سيارة أجرة ليسدُّ حاجة من يعوله، وكان معدمًا، ومع ذلك فقد شجعه حبُّ العلم على المضيِّ في طريقه، فحصل على شهادة معهد المعلمين بدراسة ليلية، وعمل موظفًا بشؤون الحرمين، ووكيلًا لمدرسة عمّار بن ياسر، ثم انتظم في رواق كلية الشريعة عكة، وواصل دراسته حتى حصل على الماجستير والدكتوراه بتفوق، وكان يتردَّد على العلماء خارج الجامعة، ويذكر بالإعجاب شيخه محمد صالح المورايي، كما لازم الشيخ محمد صادق العرجون طوال سنوات وجوده عكة المكرمة، وقد درَّس بوزارة المعارف، ثم بجامعة أم القرى في مكة، وكان رئيس قسم القضاء بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة الملك عبدالعزيز، ووكيل الكلية للدراسات العليا والبحث العلمي، ومدير مركز بحوث الدراسات الإسلامية بمعهد البحوث وإحياء التراث الإسلامي، وكانت له جهود في الجمعية الخيرية، وقد انتخب رئيسًا للجنة الإسكان والمساعدات بها، فكان خير معين للمحتاجين من فقراء الحرم، وقد عمل فيها ما يزيد على (٢٠) عامًا، ولم يكن يتقاضى أي مكافأة أو راتب طوال عمله فيها، وكان يحرص على المرور بالجمعية وهو خارج من الجامعة قبل أن يدخل بيته. وكان عضوًا في لجنة الردِّ على حملات التنصير في العالم برابطة العالم الإسلامي، وخبيرًا بالجمع الفقهي بمنظمة المؤتمر الإسلامي، وترك مكتبة ضخمة. توفي يوم الاثنين ٤ رجب.

وله مؤلفات، منها: آيات عتاب المصطفى صلى الله عليه وسلم في ضوء العصمة والاجتهاد (أصله رسالة ماجستير)، داود وسليمان عليهما السلام في القرآن الكريم والسنة (أصله رسالة دكتوراه)، السيف المسلول في الذبّ عن الرسول صلى الله

عليه وسلم، الطُّهر في أداء فرض الظهر، ورقة بن نوفل في بطنان الجنة، الجار: ميناء المدينة النبوية وموطن الحبّ العذري (يليه: إتحاف السمّار بضميمة إلى بحث الجار). ومن بحوثه الطويلة: التعليم وعلاقته بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية في السعودية، رفع الأعلام بأدلة حواز توسيع عرض المسعى والمشعر الحرام.

وذكرت له «مؤلفات» أخرى قد يكون بعضها بحوثًا، وهي: الأمانان، هل دية المرأة على النصف من دية الرجل؟، الأصول التربوية في غزوة بدر الكبرى.

وله مؤلفات مخطوطة، منها عن الآثار المتعلقة بالمشاهد النبوية في مكة المكرمة وطريق المدينة المنورة، ومنها عن نجاة والدي المصطفى صلى الله عليه وسلم(١).

العياشي بن سليمان (١٣٣٣ – ١٤٢٠ هـ = ١٩١٤ – ١٩٩٩م) شاعر.

يكني بأبي إلياس.

ولد في مدينة قسنطينة بالجزائر، وعاش في العاصمة. انتسب إلى معهد الآداب بجامعة الجزائر في وقت متأخر من عمره، عمل موثقًا في المحاكم الشرعية، ثم درَّس، وكان عضوًا في اتحاد الكتاب. نظم الشعر بالفصحى والعامية والفرنسية، وكان متقلِّب

له ديوان شعر مطبوع بعنوان: ملجأ الحلم، ومسرحية شعرية عنوانها: قالت السمراء لا. وأحرق أربعة دواوين من شعره (٢).

عياض الدين أحمد (١٣٤٩ - ١٣٤٩ه = ١٩٣١ - ٢٠١٢م) رئيس بنجلاديش. وهو نفسه أياجودين أحمد.



من مقاطعة دكا. كان المرشح الوحيد للرئاسة، حكم منذ ٦ سبتمبر ٢٠٠٢م. توفي في يوم الاثنين ٢٧ محرم، ١٠ ديسمبر.

عيد دعيم (٠٠٠ - ١٤٢٧ه = ٠٠٠ - ٢٠٠٢م) (تكملة معجم المؤلفين)

أبو العيد دودو (١٣٥٣ - ١٤٢٤ه = ١٩٣٤ - ٢٠٠٤م) لغوي، قاص، ناقد أدبي.



ولد في قرية دوار تامنجر قرب الميلية شمال قسنطينة بالجزائر. عاش في شبابه حياة البؤس والشقاء والجوع لمتابعة دراسته

<sup>(</sup>۱) عكاظ ۱۹/۹/۱۷هـ، موسوعة الشخصيات السعودية ص ٥٤٤، موقع قبلة اللنيا مكة المكرمة (۱٤٣٢هـ).

<sup>(</sup>٢) معجم البابطين لشعراء العربية.

الأولية، حصل على الأهلية من جامع الزيتونة بتونس، تخرج في دار المعلمين العالية ببغداد، نال شهادة الدكتوراه في الدراسات العربية من جامعة فيينا بالنمسا، ودرَّس هناك، ثم في جامعة كيل بألمانيا، ثم في جامعة الجزائر الأدب المقارن بمعهد اللغة والأدب العربي، وأُسند إليه إدارته. توفي يوم ٢٥ ذي القعدة، ١٨ كانون الثاني (يناير). كتب القصة والمسرحية والدراسة الأدبية وترجم أعمالًا أدبية، منها: بحيرة الزيتون، التراب (مسرحية)، البشير، الحمار الذهبي: أول رواية في تاريخ الإنسانية/ لوكيوس أبوليوس (ترجمة)، كتب وشخصيات، الجزائر في مؤلفات الرحالين الألمان ١٨٣٠ - ١٨٥٥م، التاريخ المنصوري: تلخيص الكشف والبيان في حوادث الزمان لابن نظیف الحموی (تحقیق)، دراسات أدبیة مقارنة، من أعماق الجزائر، ما هي العولمة/ أولريش بك (ترجمة)، يوهان فولفغانغ فون غوته: مختارات شعرية ونثرية (ترجمة)، القط والفأر: رواية/ غونتر غراس (ترجمة)، المهدى المنتظر عند الشيعة الاثني عشرية/ جواد على. وغيرها المذكورة في (تكملة معجم المؤلفين)(١).

**عید بن عبدالکریم یوسف** (۱۳۲۰ – ۱۹۲۱ه = ۱۹۴۰ – ۲۰۰۱م) مدرِّس شاعر.



(١) أعلام الأدب العربي المعاصر ١/ ٢١١، الأهرام ع
 ٤٢٢٧٧ (٢٦٤/١١/٢٦)، الموسوعة العربية (السورية)
 ٩/ ٤١٢.

من القرداحة في الساحل السوري، حصل على إجازة في اللغة العربية من جامعة تشرين في اللاذقية، ودرَّس اللغة العربية. له عدد من الدواوين، أولها مطبوع وسائرها لم يبين وضعها، وهي: عروس الأحلام، ثائر يتكلم، صرخة الليث، خواطر، غربة الأمل، شاطئ الهمسات، الصدى المسحور، ما تحملت همومي وحدها(٢).

## عید مصطفی درویش (۲۰۰۰ – ۱۴۲۷ه = ۲۰۰۰ – ۲۰۰۲م)

من مصر. حصل على الدكتوراه من قسم النحو والصرف والعروض بكلية دار العلوم في جامعة القاهرة عام ٤٠٤ هـ، ثم كان أستاذًا في القسم والكلية نفسها، وخبيرًا بمجمع اللغة العربية. مات في الأسبوع الثاني من شهر رجب، الأول من آب أغسطس).

ومما ألَّف وحقَّق: ابن برِّي وجهوده في النحو واللغة والتصريف (أصله الجزء الأول من رسالته الدكتوراه)، شرح شواهد الإيضاح لأبي علي الفارسي/ ابن برِّي الإيضاح لأبي علي الفارسي/ ابن برِّي لابن برِّي (تحقيق، صدر في مجلة عالم الكتب، رجب ١٤١٢هـ)، معاني القراءات للأزهري (تحقيق مع عوض القوزي)، المبدع اللخص من الممتع لأبي حيان محمد بن يوسف (تحقيق ودراسة، ماجستير).



(٢) معجم البابطين لشعراء العربية.

عيد بن نعيم السهو (١٣٨٢ - ١٣٨١ه = ١٩٦٢ - ٢٠١٠م) (تكملة معجم المؤلفين)

عيدي أمين دادا (١٣٤٤ – ١٣٤١ه = ١٩٢٥ – ٢٠٠٣م) رئيس أوغندا.



تلقى دراساته العسكرية في بريطانيا والكيان اليهودي، انضم إلى فرقة حمل البنادق الملكية البريطانية عام ١٣٦٦هـ (١٩٤٦م)، واشترك في عدة عمليات عسكرية في بورما وكينيا أثناء ثورة الماوماو، اعتبر أول أوغندي يرقى من صف ضابط إلى رتبة ضابط عام ١٣٨١هـ (١٩٦١م)، ثم إلى رتبة رائد في السنة التالية، قائد القوات المسلحة، قام بدور أساسى في الإطاحة بحكم فردريك موتيسا ملك أوغندا عام ١٣٨٦هـ (١٩٢٦م)، وفي عام ١٣٩١هـ (١٩٧١م) قاد الانقلاب العسكري الذي أطاح حكم الرئيس ميلتون أوبوتي، وتولى رئاسة الدولة مع الاحتفاظ بأكثر من وزارة. تبنَّى سياسة موالية للغرب وللكيان اليهودي، وشنَّ حملة قمع ضدَّ خصومه، ويذكر أن ضحاياه عشرات الألوف.. ؟! وفي عام ١٣٩٢هـ (۱۹۷۲م) أمر ما بين (٤٠ - ٥٠ ألفًا) من الآسيويين الذين كانوا يعيشون في أوغندا بمغادرة البلاد، وكانوا يمتلكون أعمالًا تحارية متعددة، وبعد طردهم استخدم أموالهم في مكافأة الجنود الموالين له. ولم تف بريطانيا والكيان المذكور بوعودهما لدعمه، فبدأ مرحلة ثانية من سياسته الخارجية تميَّزت

بتأييد القضايا التحررية الإفريقية والعربية. ترأس منظمة الوحدة الإفريقية ما بين ١٣٩٥ - ١٣٩٦هـ، وعملت الدوائر الغربية والصهيونية على التشهير به وإطاحة حكمه لمواقفه الإفريقية وتأييده القضية الفلسطينية، وجرت محاولات متكررة لإطاحة حكمه وإيجاد مشكلات مع جيرانه. ولا تزال صورته وهو محمول على محقّة حملها أربعة من البيض عالقة بأذهان الكثيرين، الذين رأوا فيها ردَّ دَيْن للمستعمر القديم. وأثار مثل هذا وغيره من تصرفاته جدلًا كبيرًا.. وفي عام ١٣٩٨هـ (١٩٧٨م) اندلع نزاع حدودي مسلح بين أوغندا وتنزانيا استمرَّ عدة شهور، واغتنمت تنزانيا هذه الفرصة لغزو أوغندا واحتلال العاصمة كمبالا على الرغم من المقاومة الأوغندية، فلجأ عيدي أمين إلى شمالي البلاد، ومنها إلى ليبيا، وليستقرَّ في السعودية، وباركت الدول الغربية سقوط نظامه على الرغم من أنه انتهاك لميثاق منظمة الوحدة الإفريقية، وزادت الأمور سوءًا واندلعت حرب أهلية. توفي يوم الأحد (١٩) جمادي الآخرة، الموافق (١٧) آب (أغسطس) في جدة (١).

العيدي فليسي العيدي فليسي (١٩٩٣ هـ - ١٩٩٣ م) (تكملة معجم المؤلفين)

عيسى إبراهيم الناعوري (١٣٣٧ - ٦٠١٦ ه = ١٩١٨ - ١٩٨٥م) أديب، باحث، لغوي، مترجم. وهو عيسى إبراهيم الدبابنة.

(۱) موسوعة السياسة ٤/ ٢٦٦، الموسوعة العربية العالمية
 ٣/ ٤٠٥، القاموس السياسي ص١٨٠٥، الموسوعة السياسية
 والعسكرية ٢/ ٢٨٢، الموسوعة العربية الميسرة ١/ ٣٢٥.



ولد في قرية «ناعور» قرب العاصمة الأردنية عَمَّان. درَس الثانوية بالمدرسة الإكليركية في القدس، ثم درَّس العربية وآدابحا في مدارس القيلية بفلسطين والأردن، ثم عمل سكرتيرًا وموظفًا بوزارة التربية والتعليم (٢١) سنة، ثم شغل منصب الأمين العام لجمع اللغة ثم شغل منصب الأمين العام لجمع اللغة في عمان عام ١٣٧٢ه (١٩٥٢م)، وصدر منها أكثر من عشرة أعداد. وكان عضوًا مراسلًا، أو عضو شرف في العديد من مراسلًا، أو عضو شرف في العديد من المراكز الثقافية والجاميع العربية والعالمية. ومن رجال التنصير، وركنًا يعتمد عليه ومن رجال التنصير، وركنًا يعتمد عليه (البابا» في حضور المؤتمرات المسيحية الدولية.

الأساد عالم المراد الرفائي المراد الرفائي المراد ا

عيسى الناعوري (خطه وتوقيعه)

وظهرت حوله رسائل جامعية في إيطاليا والاتحاد السوفياتي. ومما صدر فيه بالعربية:

عيسى الناعوري وجهوده في محال الدراسات الأدبية والنقدية/ جودي فارس البطاينة. رسائل نازك الملائكة إلى عيسى الناعوري/ تيسير النجار.

وكتاب مخطوط: عيسى الناعوري شاعرًا/ محمد أحمد أبو زبيد.

وله أكثر من خمسين كتابًا مطبوعًا، ونحو أربعين كتابًا لم تطبع بعد، وله مؤلفات بغير العربية، ومما ورد من عناويبن كتبه: رحلة إلى إيطاليا، فونتمارا/ أنياتسيو سيلونه (ترجمة)، في ربوع الأندلس، أدب المهجر، نحو نقد أدبي معاصر، دراسات في الآداب الأجنبية، دراسات في الأدب الإيطالي، مارس يحرق معداته، خليل السكاكيني أدبيًا ومربيًا، حقيقة غرف الغاز النازية/ روبير فوريسون حقيقة غرف الغاز النازية/ روبير فوريسون (ترجمة)، بيت وراء الحدود: قصة من النكبة، مهجريات. وله مؤلفات أخرى الكرت في (تكملة معجم المؤلفين)(٢).

عيسى أحمد الخطيب (١٣٣٨ - ١٤١٥ه = ١٩١٩ - ١٩٩٤م) (تكملة معجم المؤلفين)

عيسى أسعد لوباني (١٣٤٥ – ١٤٢٠ه؟ = ١٩٢٦ – ١٩٩٩م) شاعر.



من قرية المجيدل التابعة للناصرة بفلسطين. وصل إلى مرحلة الإعداد للدكتوراه في الأدب

(٢) الفيصل ع ١٠٥ (ربيع الأول ١٤٠٦هـ)، من أعلام الفكر والأدب في الأردن ص٥١، الأدب والأدباء والكتاب المعاصرون في الأردن ص٥٢١، أعلام الأدب العربي المعاصر ٢/ ١٢٩٢، الفوائد المتنوعة لابن باز ص١٥٥.

العربي بالقدس. درَّس، وكان يساريًا، كتب في صحف الحزب الشيوعي. ثم فُصل لأسباب سياسية، افتتح مكتبة، عمل عدة

سنوات في هيئة تحرير مجلة (الجديد) التي تصدر في حيفا، ترجم العديد من القصص عن العبية والإنجليزية.

وله: أحلام حائر (شعر)، رسائل العشق والعشاق (الجزء الأول من ثلاثية)، أمُّ الخير، إيقاعات على جدران ذاكرة ليست للنسيان، شمس وقمر (رواية)(١).

**عیسی أیوب** (۱۳۲۰ – ۱۶۲۲هـ = ۱۹۶۱ – ۲۰۰۱م) شاعر غنائی حزبی.



من قرية الحواش في سورية. عمل في حزب البعث رئيسًا لمكتب المسرح والموسيقا، ورئيسًا لتحرير مجلة «الطليعي» البعثية للأطفال، التي حملت اسمه منذ تأسيسها تقريبًا. كتب أكثر من (١٠٠٠) أغنية موغنيً شعره مطربون، كما كتب للأطفال شعرًا ومسرحيات مثّلت على المسرح. نالت «أغنية أطفال العالم» التي كتبها جائزة دولية في إيطاليا، وله العديد من الدراسات في مجال المسرح. مات في ١١ شوال، ٢٦ كانون الأول.

 (١) معجم البابطين ٣/ ٧١٢، موسوعة كتاب فلسطين في القرن العشرين ص٣٢٣.

المال المالية المالية المالية مالية المالية ا

#### عيسى لوباني (خطه)



له دواوين ومؤلفات، وبعض شعره شعبي، منها: شادي، وسومر، ولارا، وداليا. وله أيضًا: أوف، ليش الغزل. ونثر عن قريته: الحواش حبيبتي، ألف نشيد وأغنية لحافظ الأسد(٢).

عيسى أيوب الباروني (١٣٥١ - ١٣٤١ه = ١٩٣٢ - ٢٠٠٠م) (تكملة معجم المؤلفين)

عیسی بعجانو (۱۳۷۳ – ۱۶۳۳ هـ = ۱۹۵۳ – ۲۰۱۱م) أديب وفنان تشكيلی.



اتخذ لنفسه لقب (هيشون) تمييزًا عن شقيقه النحات (محمد بعجانو)، نسبة إلى القرية التي ولد فيها (خربة هيشون)

(۲) الوطن ۱۲۲/۱۰/۱۸هـ، الضاد (كانون الثاني الثاني من ۳۲م) ص ۳۰، وجوه مضيئة ص ۳۲۱ (وولادته في هذا المسار ۱۹۶۲م).

التابعة للاذقية بسورية، وتعني إله الكائنات البرية وإله البحر. حصل على إجازة في الرياضيات من جامعة تشرين باللاذقية. اتخذ حرفة الفنّ التشكيلي فرسم مئات اللوحات، وزيَّن بها جدران اللاذقية، وأقام معارض في مدن علية، مثل موسكو وبخارى وبطرسبورغ، وبقي مع الفنّ أربعين عامًا. كما اهتمَّ بالأدب، وكتب الشعر والقصة القصيرة، ونشرها في صحف ولقصة القصيرة، إضافة إلى محاضرات له ودراسات حول الأدب والفن.

وله أكثر من مجموعة قصصية وشعرية، منها: شلالو لا قبر له، طائر هيشون، حديث التراب<sup>(۲)</sup>.

عيسى بن بلقاسم الفاخري (١٣٢٢ - ١٤٢٠ه = ١٩٠٤ - ١٩٩٩م) فقيه مالكي مشارك.



ولد في مدينة أجدابيا بليبيا، هاجر إلى مصر، وحصل على الشهادة العالية من كلية الشريعة بالأزهر عام ١٣٥٩هـ. عاد ليكون أول أستاذ يلقي محاضرات في الجامعة الإسلامية: جامعة عمر المختار. اجتهد في الفقه المالكي إلى جانب العربية والقراءات وعلم الأنساب، وجلس للفتوى أكثر من (٥٨) عامًا في مدينة أجدابيا، وفيها مركز لتحفيظ القرآن الكريم باسمه. توفي يوم ٢ رمضان، ١٠ ديسمه (١٠).

(٣) موقع اللاذقية ٢٠١٢/١/٢. والذي أعرفه أن (بعجانو)
 كلمة كردية تعنى (البندورة).

(٤) موقع المترجم له، وإضافات من مدونة الكوز ٢٩



**عیسی البندك** (۱۳۰۸ - ۱۰۶۱ه = ۱۸۹۱ - ۱۹۸۶) دبلوماسي ومحرر صحفي.



من مواليد بيت لحم، حصل على الثانوية من كلية الفرير بالقدس، وأحرز الجائزة الأولى من مدرسة خاصة بالتلغراف هناك، ثم كان مديرًا للتلغراف في عدة مدن سورية والسلط بالأردن، ثم القدس. وكان يعتبر الدولة العثمانية حامية لديار العرب من المحتلين. درَّس في مدرسة الروم الأرثوذكس، وأصدر مع حنا عيسى دكرت محلة «بيت لم» (۱۹/۹/۱۱) - ۱۹۱۹/۹/۱۱) ثم أصدر جريدة «صوت الشعب» في ١٩٢٢/٥/١١م واستمرت حتى عام ۱۳۷۷ه (۱۹۵۷م)، وکتب افتتاحیاتها، وأسَّس النادي الأدبي في الجمعية الإسلامية المسيحية، ثم كان رئيسًا لبلدية بيت لحم، وأسَّس مع آخرين حزب الإصلاح، وعيِّن وزيرًا مفوضًا للأردن في مدريد وتشيلي،

ومات في عاصمتها سنتياغو يوم  $\forall$  شعبان،  $\forall$  أيار (مايو)(۱).

ابن عيسى الجروشي = ابن عيسى عمر الجروشي

عيسى جودة الحسني (١٣٢٦ - ١٤١٥هـ = ١٩٠٨ - ١٩٩٥م) شيخ الطريقة النقشبندية الخالدية الجودية بمصر.

ولد في قرية العزيزية التابعة لمركز منيا القمح بمصر. نشأ في تربية والده وعلماء عارفين. حاهد وكاشف وظهرت له كرامات، وصار له مريدون، وكان خليفة والده وإمام الطريقة النقشبندية الجودية بمصر. مات في غرة ذي القعدة (۲).

عيسى بن حمد الشعيلي (١٣٧٤ - ١٤٢٣ه = ١٩٥٤ - ٢٠٠٢م) (تكملة معجم المؤلفين)

عيسى حمو بن محمد النوري (١٣٣١ – ١٤١٢هـ = ١٩١٣ – ١٩٩٢م) بحاهد مصلح.

ويعرف ب«حمو عيسى».



من مدينة بنورة التابعة لولاية غرداية بالجزائر. درس في المعهد الجابري بوادي ميزاب، ودرَّس، ثم كان رئيسًا للمجلس

(۲) بحار الولاية المحمدية ص٦٢٩.

الثوري ببنورة، وانضم إلى جمعية العلماء المسلمين منذ تأسيسها، وكان عضوا في المنظمة الوطنية للمجاهدين، وأسهم في الحركات الإصلاحية والعلمية والسياسية ببلده، وحكم عليه العدو الفرنسي بالإعدام، وظل سجينًا حتى الاستقلال. وكان مشغولًا بحموم الأمة ومتابعًا لحوادثها، وعارض دعوى قاسم أمين لـ«تحرير» المرأة وعارض دعوى قاسم أمين لـ«تحرير» المرأة الم قصائد منشورة، وكتاب مطبوع في أربعة أجزاء بعنوان: نبذة من حياة الميزابيين الدينية والسياسية والعلمية من عام ١٥٠٥ حتى عام ١٩٦٢ م

عيسى حنا عصفور (١٣٤٤ - ١٤١٦هـ = ١٩٢٥ - ١٩٩١م) حقوقي مترجم.



من محافظة السويداء بسورية. محاز في الحقوق من جامعة دمشق. درَّس، ثم كان قاضي صلح بدمشق، ومحاميًا. حرَّر في محلة (الآداب الأجنبية)، وكتب مقالات، ونظم قصائد. مات في ١٤ صفر، ٢٤ آب (أغسطس).

صدر فيه كتاب: عيسى عصفور شاعر الإنسان والوطن/ عيد معمر.

وترجم كتبًا كثيرة، منها: الخروج من عصر التبذير، نقد النمو، خطة اقتصادية لمائتي عام، انتحار الديمقراطيات، تاريخ الجزائر المعاصرة، استطلاع الرأي العام، الحركة العمالية، النظام الإداري والسياسي في

أغسطس ٢٠١٠م.

<sup>(</sup>١) موسوعة أعلام فلسطين ٥/ ١٩٤.

<sup>(</sup>٢) معجم البابطين لشعراء العربية.

الاتحاد السوفياتي، تاريخ إسرائيل السري... وغيرها مما ذكر في (تكملة معجم المؤلفين)(١).

#### عیسی خلیل صبّاغ (۱۳۳۰ - ۱۹۲۰ه = ۱۹۱۷ - ۲۰۰۰م)

من طولكرم بفلسطين. أبو (كارل). درس في بريطانيا، التحق بالإذاعة البريطانية خلال الحرب العالمية الثانية، انتقل إلى إذاعة صوت أمريكا بواشنطن، ثم التحق بوكالة الإعلام الأمريكية، ثم بوزارة خارجيتها، وكان مستشارًا إعلاميًا ومترجمًا لعدة رؤساء هناك، وساعد في بعثات السلام في الشرق الأوسط، ورافق كسنجر كثيرًا أثناء رحلاته المكوكية بين الزعماء العرب، ووصفه كيسنجر في مذكراته بأنه «أصبح مواطنًا أمريكيًا مخلصًا لعمله ولرؤسائه...». وقد عاش عدة سنوات في جدة مستشارًا للسفير الأمريكي. وكان يحفظ شعر المتنبي، توفي يوم السبت بجدة ٩ شوال، ١٥ كانون الثاني (يناير).

له أكثر من كتاب وبحث باللغتين العربية والإنجليزية، ومن عناوين مؤلفاته بالعربية: من بين أوراقي: ٥٠ عامًا من الإعلام والدبلوماسية، وبالإنجليزية: كما قالت العرب (٢٠جـ)(٢).

#### **عیسی بن سعد آل عوشن** (نحو ۱۳۹۳ – ۱۹۲۵ه = نحو ۱۹۷۳ – ۲۰۰۶م) فقیه حرکی قاض.

(١) الموسوعة الموجزة ٥/ ٢٤٢، موسوعة أعلام سورية ٣/ ٢٩٠، معجم المؤلفين السوريين ص٣٥٤، أعضاء اتحاد الكتاب ص٨١٩ (ووفاته من المصدر الأخير، وفي مصادر أخرى فارق سنة).

(۲) مما كتبه عبدالرخمن الشبيلي في حريدة الجزيرة ع۱۰۱۱۱ (۱۲۱/۳/٤هـ).



من السعودية. تخرَّج في جامعة الإمام، عين قاضيًا في جازان، ثم كان ملازمًا قضائيًا في عدد محكمة المنطقة. أشرف وشارك في عدد من المخيمات الصيفية، ولمس من الشباب حبَّ مشاركتهم في الجهاد، انتمى إلى تنظيم القاعدة، واقتصر عمله فيها على المجال الفكري، واعتبر المنظّر الرابع لها في الجليج. قُتل يوم الثلاثاء ٣ جمادى الآخرة، الخليج. قُتل يوم الثلاثاء ٣ جمادى الآخرة،

#### عيسى بن سعود آل علي (١٣٥٥ – ١٤١٤هـ = ١٩٣٦ – ١٩٩٣م)

فقيه حنبلي.

من حائل بالسعودية. تخرج في كلية الشريعة بالرياض. تلقى العلوم الشرعية على الشيخ ابن باز، وحصل منه على إجازة علمية في الفتوى. درَّس في المعهد العلمي بحائل وصار مديرًا له، ثم مستشارًا شرعيًا للإمارة هناك، ثم مديرًا لفرع وزارة العدل. خطب في جوامع ونشط في جمعيات، إضافة إلى قيامه بالفتوى وعقود الأنكحة (أ).

#### عيسى سلامة (۱۳۳۹ – ۱۹۲۸ هـ = ۱۹۲۰ – ۱۹۹۷م) ئتني.

ولد في بلدة مرمريتا بسورية، امتهن المحاماة في اللاذقية مدة، ثم اشتغل بالسياسة، وترشَّح لعضوية المحلس النيابي فلم ينجح، اتجه إلى أمريكا اللاتينية ودرَّس هناك اللغة

- (٣) الشرق الأوسط ع ٩٣٦٨ (٥/٦/٥١ هـ)، الرياض
   ع ١٣١٧٧ (بالتاريخ السابق).
  - (٤) موسوعة أسبار ٢/ ٨٨٤.

الفرنسية، وانتحل اسم «روبير جيرار». كانت هوايته جمع النقود، ثم تحول إلى تجارة الكتب القديمة النادرة، ولما درَّت عليه رجمًا وفيرًا قرر الترحال من مدينة إلى أخرى، ومن دولة إلى دولة بحثًا عن الكتاب القديم. وأثناء تجواله تعرف على الكثير من المغتربين العرب وعائلاتهم، لا سيما الذين اشتغلوا بالأدب والشعر والصحافة، ولحظ أن عائلات هؤلاء لا يحسنون العربية، وقد ضاقت بيوتهم ذرعًا بما خلف الأدباء من تراث ثقاف، فحرَّ في نفسه أن تتلف هذه النفائس، فعقد العزم على جمعها وشحنها إلى الوطن على نفقته، وأرسل أطنانًا منها إلى المكتبة الوطنية بدمشق. وكان من أمنياته أن تكون هناك جمعية تقتم بصيانة الكتاب وجمعه والمحافظة عليه.. ويقول: إن المهاجرين الوحيدين الذين أحدثوا أدبًا مهجريًا هم العرب، وهي ظاهرة لم يمارسها أحد من الأمم الأخرى التي أمَّت العالم الجديد. مات عزبًا في شهر أيلول(°).

عيسى بن سلمان آل خليفة (١٣٥٢ - ١٤١٩ه = ١٩٣٣ - ١٩٩٩م) أمير البحرين.



ولد في الجسرة. درس على معلمين في دار والده، ثم التحق بمدارس البحرين. أرسله

(٥) الضاد (شباط ٢٠٠٠م) ص ٤٤.

والده إلى أوربا للتعلم والانفتاح وفهم الحضارة الغربية. وفي العشرين من عمره عيَّنه في مجلس الوصاية على الحكم، ثم رئيسًا لمجلس بلدية المنامة، حتى تولَّى تولى مقاليد الحكم في ١٦ ديسمبر ١٩٦١م (١٣٨١هـ) بعد وفاة والده، وهو الأمير العاشر في سلسلة الحكام الذين تولوا السلطة منذ عام ١١٩٧ه. وفي عهده أصدرت أول عملة وطنية هي الدينار البحريني عام ١٣٨٥ه، وافتتح ميناء سلمان، وتشكل محلس الدولة، الذي صار من بعد محلس الوزراء، وأعلن الاستقلال في عهده بتاريخ ١٤ أغسطس ١٩٧١م (١٣٩١هـ). واهتمَّ بالتعليم وأرسل الطلاب للخارج، وقوّى صلاته بدول الخليج والسعودية خاصة، عندما رُبطت الدولتان بجسر الملك فهد عام ٤٠٦هـ. توفي يوم السبت ١٩ ذي القعدة، ٦ آذار (مارس).

أصدرت وزارة الإعلام كتابًا عنه بعنوان: في وداع الراحل الكبير(١).

عيسى الشعيلي = عيسى بن حمد الشعيلي

# عيسى بن صالح الموصلي (١٣١٣ – ١٤٠٧ هـ = ١٨٩٦ – ١٩٨٨)

مهندس وباحث زراعي.

من دمشق. تخصّص في الزراعة بفرنسا، عاد ليفتح مخبرًا للتحاليل الكيميائية، كما عمل في مجال تخصّصه بالدولة، ثم استقرّ بالرياض وعمل هناك بوزارة الزراعة، وأنشأ شبكة تجارية.

له: الكيمياء الحيوية، كيمياء تغذية الحيوان، تحليل المواد العضوية السياسية والعسكرية ٢/ ٨٢٣، الموسوعة العربية الملسرة ٣/ ١٦٨، الموسوعة العربية العالمية ٢١/ ١٢٨، الموسوعة العربية العالمية ٢١/ (يناير – مارس) ٢٠٠٢م ص١٤٧، المجتمع ع ١٣٤٢ (يناير – مارس) ٢٠٠٢م ص١٤٨، المجتمع ع ١٣٤٢ الموسوعة السياسة ٣/ ٢٢٧) الموسوعة الموجزة ٥/ ٢٣٧، موسوعة القادة السياسيين ص٢١٧،

والحيوية، حفظ التربة، الزراعة العامة، الكيمياء الزراعية، الكيمياء التحليلية، الكيمياء العامة، فيزياء التربة، تحليل الأراضي<sup>(۲)</sup>.

عیسی صقر (۱۳۵۹ – ۱۹۲۱ه؛ = ۱۹۲۰ – ۲۰۰۰م) فنّان تشکیلی.



من الكويت. درس في مصر وأمريكا. صاحب بصمات فنية على تاريخ الفنّ بالكويت، وهو أول من أدخل فنَّ النحت فيها، ومثَّلها في المحافل الدولية والمؤتمرات والمعارض.

وكُتب فيه وفي تجربته الفنية:

عيسى صقر/ عبدالرسول سلمان.-الكويت: الجحلس الوطني للثقافة. الفنان عيسى صقر.- الكويت: وزارة الإعلام.

عيسى عبده إبراهيم (١٣١٨ - ١٤٠٠ = ١٩٠١ - ١٩٨٠م) خبير الاقتصاد الإسلامي ورائد البنوك الإسلامية.



(٢) علماء دمشق وأعيانها ص١٤٩.

من مصر . أصله من أسرة مسيحية أسلمت جميعها عن اقتناع. ويذكر عن والده أنه سماه برهيسي» ليكون ذلك شهادة تنبض بالحياة بأن «عيسى» «عبدهُ» وما هو بولده، تعالى الله عن ذلك. وقد عاش شبابه في حركة الإخوان المسلمين، وشارك في أنشطتها. وكان المرشد العام الإمام حسن البنا يقرِّبه ويؤثره، ويقدِّمه للحديث إلى الاحوان، لأنه كان محاضرًا لبقًا، ومحدِّثًا طويل النفس. درس في مدرسة التجارة العليا، ومضى إلى إنجلترا لينتظم بين طلبة جامعة منشستر.. ولما كانت أسئلة الاقتصاد تدور حول الفائدة، فقد كتب بحثًا عن تحريم الفائدة لأنما ربا، وأيد أقواله بأحكام الدين. ورُفضت ورقة الإجابة، واستدعته إدارة الكلية لتبين له أنَّ الجامعة ليست مكانًا ملائمًا لإظهار التعصب لدين دون آخر، وأن المطلوب منه أن يضع على الورق ما عرف من النظرية العلمية دون التأثر بنزعة أو عاطفة. مضى إلى الرياض وأنشأ كلية للاقتصاد الإسلامي بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، لتكون نموذجًا للعالم الإسلامي كله. كان أحد الصفوة التي نافحت عن مفهوم الإسلام الأصيل في الاقتصاد خلال خمسين عامًا متصلة، لم يتوقف خلالها عن العمل بالكلمة المكتوبة والمسموعة والمرئية، وبالرحلة في آفاق الأرض، بحثًا عن التجربة الاقتصادية الغربية، ومقاتلها، وأخطائها، وبالرحلة في آفاق العالم الإسلامي، داعيًا إلى إنشاء المصارف الإسلامية، وحيثما وجد تقبلًا لدعوته فقد كان يمكث ويتريث ويقيم، حتى يحقق خطوة على ذلك الطريق الشاق. فكانت له رحلاته إلى السعودية والكويت ولبنان ودبي، وكانت له مشاركة في إنشاء أقسام الاقتصاد الإسلامي بالجامعات العربية والكليات المختلفة، من اقتصاد وقانون وإدارة، واشتراكه في مختلف

يوم ٢١ صفر، ٩ كانون الثاني، ونُقل حثمانه إلى مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم، ودُفن بالبقيع حسب أمنيته.

BANK (ISLAM





عيسى عبده ... رائد البنوك الإسلامية

ومن تآليفه: الربا ودوره في استغلال موارد الشعوب، أثر تطبيق النظام الاقتصادي الإسلامي في الجتمع (بالاشتراك مع آخرين، من البحوث المقدمة لمؤتمر الفقه الإسلامي الذي عقدته جامعة الإمام)، الاقتصاد الإسلامي: مدخل ومناهج، حديث الفجر، دراسات في الاقتصاد السياسي: بحوث موجزة أعدها المؤلف لتقريب المادة الاقتصادية، وضع الربا في البناء الاقتصادي، بنوك بلا فوائد، العقود الشرعية الحاكمة للمعاملات المالية المعاصرة (بحث مقدَّم إلى مؤتمر الفقه الإسلامي المنعقد بمدينة الرياض عام ١٣٩٦هـ)، بترول المسلمين ومخطَّطات الغاصبين، التأمين بين الحلِّ والتحريم، لماذا حرَّم الله الربا؟، الفائدة على رأس المال: صورة من صور الربا، مشروع قيام بنك إسلامي. إضافة إلى سلسلة من المقالات في العديد من الدوريات الإسلامية والمتخصصة، خاصة محلة «المسلمون» الشهرية التي كان يصدرها الدكتور سعيد رمضان في

مؤتمرات الاقتصاد التي عقدت بأبحاث ناضجة تكشف عن خبرة وافرة. انطلق من نقطة واحدة، عاش حياته كلها لها، هي الكشف عن فساد النظام الربوي، وآثاره الخطيرة على الاقتصاد الإسلامي، منذ تمكن النفوذ الأجنبي من التسلط على بلاد الإسلام. وهاجم ما يسمَّى بالاقتصاد السياسي الذي يخضع له المسلمون ويدرسونه على أنه علم، ويقول: إنَّ هذا العلم الذي يقال له الاقتصاد السياسي لا يزيد على مرِّ الأيام إلا غموضًا وبعدًا عن يزيد على مرِّ الأيام إلا غموضًا وبعدًا عن الحقيقة الاقتصادية.

وقد عاش وهو يدعو إلى أن يكون الاقتصاد الإسلامي هو المهيمن على كلِّ ما عداه من الدراسات الاقتصادية والوضعية، والعناية بدراسة فقه الأموال، والحاجة إلى التركيز على دراسة الاقتصاد من القرآن والسنَّة. ودعا إلى تأسيس بيوتات مالية تنتهج النهج الإسلامي في معاملاتها، وبدأ منفذًا ذلك بمصر، حينما أسَّس أول بيت إسلامي في «ميت غمر»، ثم باشر المعاونة في تنفيذ بنك دبى الإسلامي مستشارًا ومؤسِّسًا. كان يدعو إلى الكشف عن مخاطر الربا من غير تكلف التأويل إرضاءً لحاكم أو فزعًا من أن يقال إنَّ الإسلام قد توقف عن مسيرة الحضارة المادية، ويقول: إن الرباكان مصدر تمزق أرض الإسلام ونحب مواردها، وسببًا لما هي فيه من ذلة وهوان، حتى أصبح المال الذي هو مالنا غريبًا عنا وهو في أرضنا، وحربًا علينا والأصل أن يكون عُدَّة لنا. هو رائد البنوك الإسلامية بحق، وله الفضل - بعد الله تعالى - في قيامها وانتشارها في العالم العربي والإسلامي. المحاضرات التي كان يلقيها، والأحاديث الإذاعية والتلفازية التي كان يقدِّمها في الكويت ودول الخليج كان لها الدور الكبير والأثر العظيم في تغيير بعض المفاهيم في الاقتصاد الإسلامي. توفي في مدينة الرياض

سويسرا<sup>(۱)</sup>.

عيسى العزب = عيسى محمد عزب

عيسى العسافين (۰۰۰ – بعد ۱٤۰۱هـ = ۰۰۰ – بعد ۱۹۸۱م) (تكملة معجم المؤلفين)

عيسي عصفور = عيسي حنا عصفور

عيسى عطا اليتيم (١٣٢٦ - ١٤٢٠ه = ١٩٠٨ - ١٩٩٩م) (تكملة معجم المؤلفين)

عيسى علي إبراهيم (١٠٠٠ – ١٤٢٥ه = ٢٠٠٠ – ٢٠٠٤م) (تكملة معجم المؤلفين)

ابن عيسى عمر الجروشي (١٣٤٧ - بعد ١٤٢١هـ = ١٩٢٩ - بعد ٢٠٠١م) (تكملة معجم المؤلفين)

عیسی متولی (۱۰۰۰ – ۱۱۲۳ه ؟ = ۱۰۰۰ – ۲۰۰۳م؟) قارئ وناقد صحفی مشهور.

من مصر. عُرف بأنه «أشهر قارئ صحف في مصر والعالم العربي»! عمل في «بنك مصر»، واحتفظت به الصحافة كاتبًا بعانيًا! استمرت رحلته مع الصحافة دون ملل من سنة ١٣٥٠ إلى ١٤٠٥هـ(١).

(۱) من أعلام الدعوة والحركة الإسلامية المعاصرة ص ٢٠٤، رحال ونساء أسلموا (جد ١)، مجلة المسلم المعاصر (ربيع الآخر ٤٠٤ هـ)، أعلام القرن الرابع عشر الهجري ١/ ٨٩، المجتمع ع ٢٥٤ (٢/٢٧٧هـ) ص ٢١، وع ٢٤٤ (٢/٨/٨/١) هـ) ص ٢٠٠ (ص ٥٠٠).

(٢) وقد تكون هذه سنة وفاته؟ فلم تحدد كاتبة الخبر أو المقال في «بريد الأهرام» سنة الوفاة، بل قالت في الأخير «في ذكراه الأولى كتبت إلى الصحافة لأول مرة»، وهذا نشر في عام ٢٠٠٤م بالجريدة المذكورة رقم ٢٨١٩٤

وترك (٢٢٢) مجلدًا تعتبر مرجعًا متميزًا للصحف والمجلات خلال هذه المدة، وقد أهدى ورثته مكتبته إلى كلية الإعلام بجامعة القاهرة! عمل مع ما يقرب من (١٥٠) رئيسًا للتحرير، ونحو (١٣٠) جريدة ومجلة، وأصبح اسمه مألوفًا لقراء الصحف، فكان قارئًا وكاتبًا وناقدًا وصحفيًا ومحدثًا لبقًا ومحاضرًا، كتب دون ملل ودون مقابل على مدى أكثر من نصف قرن. مات في أول

وله كتب، مثل: وحي الشباب، في أدب القرآن، خواطري، نحضتنا الاقتصادية، أيام عشتها.

عیسی محمد (۱۳۷۳ – ۱۶۲۹ه = ۱۹۵۳ – ۲۰۰۸م) خزّاف.



من أبرز مبدعي فنِّ الخزف في الكويت، أقام أول معرض له في بلده، درَّس مادة التربية الفنية، ونظم العديد من ورش العمل والدورات في فنِّ الخزف بالمرسم الحرّ، وبالمدارس الحكومية والخاصة، وقدَّم عاضرات في مؤسَّسات تعليمية عليا. أسهم في تأسيس رابطة الحرفيين بالكويت، واختير للحان التحكيم في المسابقات المحلية، وأسَّس مركز الخزف الكويتي، وكان عضوًا وأسَّس مركز الخزف الكويتي، وكان عضوًا في الجمعية الكويتية للفنون التشكيلية، وله أعمال فنية في أمريكا والدوحة، وحصَّل أعمال فنية في أمريكا والدوحة، وحصَّل

جوائز.



من أعمال عيسى محمد

صدر فيه كتاب: عيسى محمد: حياته وأعماله/ الجمعية الكويتية للفنون التشكيلية (١).

عيسى محمد أبو شميسة (١٣٦٧ - ١٤٢٧ه = ١٩٤٧ - ٢٠٠٦م) (تكملة معجم المؤلفين)

عیسی محمد عزب (۱۳۷۲ – ۱۲۲۱ه = ۱۹۵۲ – ۲۰۰۱م) باحث مکتبات.



ولد في عمّان. حصل على دبلوم ميكانيك طيران وآخر في علم المكتبات والمعلومات، وإجازة في التجارة من جامعة بيروت. عمل مديرًا لإدارة جمعية المكتبات الأردنية منذ عام ١٤١١ه حتى وفاته. عضو هيئة تحرير مجلة «نداء الوطن»، ممثل الاتحاد العربي للمكتبات والمعلومات في الأردن. وكان له نشاط سياسي في المنظمات وفي حزب الوحدة الشعبية الأردني. شارك في مؤتمرات

(۱) الجريدة (الكويت) ۲۰۰۸/۱۱/۲۹م، القبس ع ۱۲۷۰ (۱۲۷۱/۲۲۹۱هـ)، وع ۱۳۱۰ ۶/۲۲/۱۲۶هـ.

وندوات، نشرت له مقالات وبحوث وأوراق سياسية ومهنية خاصة بعلم المكتبات. صدر عن النادي العربي للمعلومات بدمشق كتاب فيه وفي زميل له بعنوان: كلمات للذكرى: إلى روح الزميلين يوسف قنديل وعيسى العزب.

أعدَّ كشافًا موضوعيًا لمجلة رسالة المكتبة(٢).

عيسى مصيوط (۱۰۰۰ - ١٤٢٥ = ۱۰۰۰ - ۲۰۰۶م) (تكملة معجم المؤلفين)

عيسى مطر مطر (١٣٢٨ - ١٤١٢هـ = ١٩١٠ - ١٩٩٢م) (تكملة معجم المؤلفين)

**عیسی مکي أزرق** (۱۳۵۰ - ۱۳۳۱ه = ۱۹۳۱ - ۲۰۱۱م) داعیة قیادي.



من مواليد أم درمان بالسودان. نشأ دينية، والتحق بدعوة الإخوان المسلمين ضمن الرعيل الأول من الدعاة عام ١٣٧١ه، وتدرَّج في السلَّم القيادي للجماعة، فكان مسؤولًا عن أم درمان، ووصل لاحقًا إلى عضوية المكتب التنفيذي، ونائب أمير جماعة الإخوان المسلمين مدة، وظلَّ وفيًا للدعوة إلى أن وافته المنية. كان يحتفظ بأكثر من (٢٠٠٠) وثيقة من وثائق جماعة الإخوان في السودان، ولذلك اعتبر

(٢) وترجمته من الكتاب الذي ألف فيه، عائلات وشخصيات من يافا ص ٣٢١.

المرجع الأول للحركة الإسلامية بها. توفي مساء الثلاثاء ١٣ صفر، ١٨ يناير. ألف العديد من الكتب، منها كتاب

ألف العديد من الكتب، منها كتاب عن تاريخ الإحوان في السودان في المدة ١٩٥٣ - ١٩٥٨م، ضمَّنها بعض الوثائق المذكورة(١).

عیسی میخائیل سابا (۱۳۱۸ – ۱۳۹۸ه = ۱۹۰۰ – ۱۹۷۸م) باحث أدبی.



ولد في بلدة راشيا الوادي بلبنان، تخرَّج في الجامعة الأمريكية متخصَّا في الأدب العربي وتاريخه، وكان يقوم بتدريس اللغة العربية أثناء دراسته فيها. عمل مديرًا لمركز البرق والبريد في الهرمل، ومعلمًا في الكلية العلمانية (اللايبك)، وشارك في مناسبات قومية وثقافية واحتماعية، ونشر قصائد له في مجلة «الأديب».

وله أكثر من (٥٥) مؤلفًا، منها: نقد الشعر لقدامة بن جعفر (شرح وتحقيق)، المرأة في وحي الشعراء، العرب والتدوين العلمي والأدبي في الجاهلية قبل الإسلام، شعراء القصة والوصف في لبنان، شعراء العشق وقصص الحبين، الشيخ ناصيف اليازجي، الشيخ إبراهيم اليازجي، الوافي في الصرف والنحو، شعر السموأل (تحقيق وشرح)، المغنيات في الأدب، ديوان الحطيئة (شرح).

(۱) موقع (الإخوان المسلمون) – السودان، موقع السودان الإسلامي ۱۲/۱۲، ۲م.

وله ترجمات ومسرحيات ومؤلفات أخرى ذكرت في (تكملة معجم المؤلفين)(٢).

عيسى الناعوري = عيسى إبراهيم الناعوري

عیسی نخلة (۲۰۰۰ – ۱۴۲۴ه = ۲۰۰۰ – ۲۰۰۳م) حقوقی مناضل.



ولد في مدينة بيت ساحور بفلسطين، تخرج محاميًا في جامعة لندن. عضو في اتحاد المحامين البريطانيين واتحاد المحامين الفلسطينيين. مثَّل الهيئة العربية العليا لفلسطين في الأمم المتحدة في العامين ١٩٤٧ و ١٩٤٨م، كما مثّل جامعة الدول العربية بمنصب وزير مطلق الصلاحية في أمريكا اللاتينية، وكان مقرُّه في عاصمة الأرجنتين. وعلى مدى (٤٠) عامًا كان رئيسًا لمكتب الهيئة العربية العليا لفلسطين بنيويورك. حضر أكثر من (١٥) دورة للجمعية العامة للأمم المتحدة، وألقى أكثر من (٥٠) كلمة في اللجنة السياسية التابعة للجمعية عن القضية الفلسطينية. وكان مستشارًا قانونيًا للعديد من الوفود العربية الدائمة لدى الأمم المتحدة. توفي يوم السبت (٢٦) محرم، الموافق ل(٢٩) آذار (مارس).

ومن كتبه: اللاجئون والقدس وقرارات الأمم المتحدة (خطابان له أمام اللجنة السياسية

عيسى نور الدين أحمد (١٣٢٥ – ١٤١٩هـ؟ = ١٩٠٧ – ١٩٩٨م) شيخ متصوف. اسمه السابق «فريجوف شوان».

الخاصة للأمم المتحدة في الدورة السابعة

والعشرين)، الإجرام اليهودي واغتصاب

الممتلكات، خليج العقبة ومضايق طيران

وصنافير، الإسلام المقدَّس، موسوعة عن

القضية الفلسطينية (٢ مج)(٢).



من سويسرا، أنهى حياته مع إحدى قبائل الهنود الحمر بأمريكا، وقد بقي معهم (٢٥) عامًا. أخذ التصوف على القطب العلاوي، وصار صاحب «الطريقة المرعية»، وله أتباع من الأوروبيين أغلبهم من الطبقة المثقفة. ومات بأمريكا(1).

أبو العينين شعيشع (١٣٤١ - ١٤٣٢ هـ = ١٩٢٢ - ٢٠١١م) نقيب قرّاء مصر.



 (٣) الرياض ع ١٢٦٩٩ (١٢٦٤/١/٢٩ه).
 (٤) موقع أحباب الشيخ أحمد العلاوي (ربيع الأول ١٩٤١هـ).

ولد بمدينة بيلا في محافظة كفر الشيخ بمصر. نشأ يتيمًا، أدخلته والدته المدرسة الابتدائية، وكان يتردَّد على الكُتَّاب، وصار يقلِّد كبار القراء وهو طفل، حتى اشتهر على مستوى مديرية الدقهلية، وحضر الحفلات وافتتحها بالتلاوة بصوت مؤثِّر جيل. اعتُمد قارئًا في الإذاعة، ودُعي من الدول العربية والإسلامية لإحياء ليالي رمضان، كما عمل قارئًا في إذاعة الشهرة الأدني بيافا ستة أشهر، وعاد إلى القاهرة ليقرأ مع نوابغ القراء، وقد كان أول قارئ من مصر يقرأ بالمسجد الأقصى في الخمسينات الميلادية. وعيِّن قارئًا بمسجد

عمر مكرم، ثم بمسجد السيدة زينب منذ عام ٢١٤١ه، وجاهد لإنشاء نقابة القراء مع كبار القراء، ثم انتُخب نقيبًا لها سنة للقراء مدى الحياة. عين عضوًا بالمحلس للقراء مدى الحياة. عين عضوًا بالمحلس الأعلى للشؤون الإسلامية، وعميدًا للمعهد الدولي لتحفيظ القرآن الكريم، وعضوًا بلجنة اختبار القراء في الإذاعة والتلفزيون، بلجنة اختبار القراء في الإذاعة والتلفزيون، الأوقاف. سافر إلى معظم دول العالم، وقرأ في أكبر وأشهر مساجدها، وأسلم عدد غير قليل تأثرًا بتلاوته. توفي يوم الخميس ٢١

رجب، ۲۳ یونیو<sup>(۱)</sup>.

أبو العينين فهمي محمد أبو العينين (۰۰۰ - ۱٤۲٥ه = ۰۰۰ - ۲۰۰۴م) (تكملة معجم المؤلفين)

أبو العيون عبدالعزيز بركات (١٣٥٨ - ١٤٢٠هـ؟ = ١٩٣٩ - ١٩٩٩م) (تكملة معجم المؤلفين)

(۱) الحج والعمرة (رمضان ۱۶۳۱ه) ص ۲۰ الإعلام والاتصال (رجب ۱۶۱۹ه) ص ۲۸ (لقاء معه)، بلابل من السماء ص ۳۹، وفيات المثقفين ص ۹۷، منتديات مكتوب: منتدى ماجدة (۲۲/۷/۲۲هـ).



غادة أحمد بيلتو (١٠٠٠ - بعد ١٤١٥هـ = ٢٠٠٠ - بعد ١٩٩٥م) (تكملة معجم المؤلفين)

غادة بنت عبدالعزيز الحوطي (٢٠٠٠ – ٢٠٠٧م) (تكملة معجم المؤلفين)

أبو الغادية السوري = سليمان خالد درويش

**غازي إبراهيم البنا** ١٠٠٠ - ١٤٣٠ه = ١٠٠٠ - ٢٠٠٩م) (تكملة معجم المؤلفين)

غازي بن إبراهيم الناصر (١٣٦٧ - ١٤٢٤ه = ١٩٤٧ - ٢٠٠٣م) (تكملة معجم المؤلفين)

**غازي ثجيل** (۱۳۵۹ – ۱۶۰۶هـ = ۱۹۹۰ – ۱۹۸۹م) (تکملة معجم المؤلفين)

**غازي الجمل** (۱۳۷۰ – ۱۳۶۱ه = ۱۹۵۰ – ۲۰۱۰م) شاعر وکاتب إسلامي.



من مواليد مدينة غزة. انتقلت أسرته إلى الأردن عام ١٣٧٤هـ، درس المندسة الميكانيكية في يوغسلافيا، والماجستير في التخصص نفسه بجامعة اليرموك، وعمل مهندسًا في مؤسسة المواصلات السلكية واللاسلكية، وتاجرًا في نيويورك، ثم في الأردن، وكان قاربًا ممتازًا، ونظم الشعر وهو فتى. نعته الحكومة المقالة (حماس) في غزة وذكرت أنه أحد أبرز أعلام وشعراء الشعب الفلسطيني، وأنه أمضى حياة حافلة في حدمة فلسطين وقضيتها، وأثرى الثقافة والمكتبة العربية... وكان عضو الهيئة الإدارية لرابطة الأدب الإسلامي، وعضو رابطة العشابين الأردنيين، ومساعد رئيس جمعية الكتاب الإسلامي. توفي يوم الثلاثاء ٤ ذي القعدة، ١٢ تشرين الأول (أكتوبر). له ديوان مطبوع بعنوان: دمع اليراع.

وآخران مجهزان للطباعة: نفح الطيب، قناديل العرش(١٠).

**غازي الحنش** (١٣٥٦ – ١٤٢٨ه = ١٩٣٥ – ٢٠٠٧م) شيخ عموم عشيرة طي.



ولد في قرية الهويرة التابعة لناحية الكوير في محافظة نينوى بالعراق، بعد مقتل عمه حنش حمود الهوار عام ١٣٨٨ه تولى رئاسة عموم عشيرة طي العربية. تعرَّض للاعتقال من قبل قوات الاحتلال الأمريكي مع أولاده وعدد كبير من أبناء عمومته وأقاربه، وتعرَّض بيته في الموصل وشقته في بغداد أثناء المداهمة إلى التخريب والتدمير. وبقي وقامت مظاهرات في عدة مدن للإفراج وقامت مظاهرات في عدة مدن للإفراج عنه، وبعد خروجه فرضت عليه الإقامة الجبرية، وبعد زيارة له إلى سورية تعرَّض للمضايقات، وبقي صابرًا لم يغادر وطنه، إلى أن قُتل وهو خارج من صلاة الجمعة الم المبع الأول، ٢ نيسان ٢٠).

 (۱) موسوعة أعلام فلسطين ٥/ ٤٣٧، مجلة الأدب الإسلامي ع ٧٣ (صفر ١٤٣٣هـ) ص ١٠٤، موقع البوابة،

وموقع وزارة الثقافة (حماس) إثر وفاته. (۲) شبكة البصرة ۲۰۰۷/٤/۷م.

### غازي بن داود الجوهر (F371a = V131a = VYP1 - TPP1a) (تكملة معجم المؤلفين)

### غازي عباس العبادي (2071 - 91214? = 0791 - 19914)

قاصّ، محرر صحفی، مترجم. من محافظة ميسان بالعراق. حصل على الماجستير في الآداب من جامعة موسكو. عمل في جريدة الثورة، ثم تفرغ للكتابة

في جريدة الجمهورية، وحضر العديد من المؤتمرات الأدبية في الداخل والخارج. كُتب في أدبه رسالة جامعية بعنوان: غازي العبادي قاصًا: دراسة فنية/ ضفاف عدنان السوداني.- بغداد: الجامعة المستنصرية،

كلية التربية، ٢٠١هـ. - (ماجستير). وله كتب، منها: ما يتركه الأحفاد للأجداد (رواية)، حكايات من رحلة السندباد الثامنة، خطوات المرأة الثالثة (قصص)، نحمة في التراب (رواية)، السيدة والمساء، ابتسامات للناس والريح (قصص)، الأدب والثورة، أقاليم قصية، إيقاعات منتصف الليل (قصص)، الجنة والمنفى (رواية)، فنجان قهوة لزائر الصباح (قصص)، من الهدوء إلى الصمت (قصص)، الهواء العالى (قصص)، وجبة ساخنة (للأطفال)(١).

### غازي بن عبدالرحمن القصيبي (1071-17316= 1381-1709) وزير أديب.



(١) معجم المؤلفين والكتاب العراقيين ٦/ ٧، موسوعة أعلام العراق ١/ ، ١٥، معجم الروائيين العرب ص٣١٥.

ولادته في مدينة المفوف بالسعودية. انتقل مع عائلته إلى البحرين ودرس هناك الابتدائية والثانوية، وحصل على شهادة التوجيهية مع إجازة في الحقوق من جامعة القاهرة،

ثم الدكتوراه في العلاقات الدولية من

جامعة لندن، عاد وحاضر في جامعة الرياض، وتسلم رئاسة قسم العلوم السياسية وعمادة كلية التجارة

بها، وخلال عمله الجامعي اختير مستشارًا في عدد من الجهات الحكومية، منها وزارة الدفاع والطيران، ووزارة المالية، وكلِّف بعدد من المهام الدبلوماسية. ثم كان مديرًا عامًا لمؤسسة الخطوط الحديدية، وتسلم عددًا من المناصب الوزارية اعتبارًا من عام ١٣٩٥هـ، فعيِّن وزيرًا للصناعة والكهرباء، ثم للصحة، ثم للمياه والكهرباء، وأخيرًا العمل، وقد تعيَّن سفيرًا في البحرين عام ١٤٠٤ه، ثم في بريطانيا عام ١٤١٢هـ، ورشِّح من قبل الدولة لمنصب المدير العام لمنظمة اليونسكو ولكنه لم يفز به. كما تولى عددًا من المهام الإدارية والقانونية، مع إسهامات اجتماعية، منها: مستشار قانوني للجانب السعودي في لجنة السلام بين مصر والسعودية واليمن، وساهم في تأسيس جمعية رعاية الأطفال المعوّقين بالرياض، وجمعية البرّ بحا، وبيت القرآن بالبحرين، وحصَّل أوسمة وجوائز. وكانت حياته مليئة بالحركة والنشاط، وعُرف بجودته في إدارة الوزارات، كما عُرف بشاعريته وأدبه وثقافته وأسلوبه السهل وصراحته، بل كان البارز في الحركة الثقافية بالسعودية، كما عُرف بوقوفه في وجه رموز

منيله صرار التاريخ الدا ميفلاه ا رشرا .. شعرا ب معند التركيم الترايخ مند .. مهر بينية أما كيتبه التاريخ عند .. ضريتبي شده البعقة نفيتم د أحياناً ، رتشد نسيب بالمش رميتمتيع أحيانات وتتد بسيب بالبردز فكيشب عد لانساد واحد إله يمله الكغرون بيعد مرمم في نیغمکویٹ آر انسسے میکوٹ سے امصابی

### غازي القصيبي (خطه وتوقيعه)

من داعية وكاتب إسلامي، وقد أخطأ مرة - ربما في حقّ الرسول صلى الله عليه وسلم - فذكر الشيخ ابن باز رحمه الله أنه إما أن يتوب أو أن يُقام عليه الحدُّ. وذُكر قبيل وفاته أنه كان يصلى، فإذا لم يقدر على الوضوء تيمَّم. ومُنعت كتب عديدة له في بلده، ثم فُسحت قبيل وفاته. ومات يوم الأحد ٥ رمضان، ١٥ آب (أغسطس). ومماكتب فيه وفي أدبه:

الاستثناء: غازي القصيبي: شهادات ودراسات/ مؤسسة الجزيرة للصحافة والطباعة والنشر (الرياض).

استجواب غازي القصيبي (مقابلات ومقالات).

إضاءات: مع الدكتور غازي القصيي/ تركى الدخيل.

غازي القصيبي الحاضر الغائب في ذاكرة القلم: مختارات مما كتب في رثائه نشرًا وشعرًا/ عبدالرحمن محمد السدحان.

أوراق عن القصيبي وحوار/ عثمان ربيع. تحولات النص الشعري: قراءة في تجربة شاعر معاصر/ عبدالله محمد العضيبي. الجانب الإسلامي في شعر الدكتور غازي القصيبي/ صلاح مصيلحي عبدالله.

الدكتور غازي القصيبي قطرة ندى بين السعودية والبحرين.

الحركة الإسلامية والسلفية، واصطدم بأكثر

الرواية عند غازي القصيبي: دراسة نصية/ عيضة بن محمد القرشي (ماجستير).

شعر غازي القصيبي: دراسة فنية / محمد بن سالم الصفراني.

شعرية الصحراء والبحر: دراسة في شعر غازي القصيبي/ فاروق دربالة.

صورة المرأة في شعر غازي القصيبي (أصله ماجستير).

للتاريخ ولغازي القصيبي/ خالد بن حمد المالك.

مع الشاعرين المبدعين: عبدالله الفيصل وغازي القصيبي/ يوسف إبراهيم السالم. مفهوم الشعر عند غازي القصيبي/ علي بن عتيق المالكي (ماجستير).

المقالة في أدب غازي القصيبي حتى عام ٢٢٦ هم علياء الغامدي (ماجستير). النزعة الإنسانية في الشعر بين أبي القاسم الشابي وغازي القصيبي/ هيفاء الجهني (دكتوراه).

نظرات في شعر غازي القصيبي/ أحمد شبلول، أحمد مبارك.

بنية القصيدة في شعر غازي القصيبي/ غادة محمد فتحي (رسالة دكتوراه - جامعة القاهرة، ١٤٢٩هـ).

للتاريخ ولغازي القصيبي/ حالد بن حمد المالك.

التناص التراثي في روايات غازي القصيبي: دراسة نقدية تحليلية/ هند سعيد سلطان.

ومن مؤلفاته: أزمة الخليج: محاولة للفهم، الإلمام بغزل الفقهاء الأعلام، باباي لندن ومقالات أخرى، التنمية وجهًا لوجه، ثورة في السنة النبوية، حتى لا تكون فتنة (مجموعة رسائل)، الحمَّى (شعر)، حياة في الإدارة (ذكرياته)، دنسكو، أمريكا والسعودية: حملة إعلامية أم مواجهة سياسية؟، سيرة شعرية، شقة الحرية (رواية)، أبو شلاخ البرمائي (رواية)، العصفورية (رواية)،

المجموعة الشعرية الكاملة. ومؤلفات أخرى له في (تكملة معجم المؤلفين)(١).

غازي عبدالله البياتي (۱۳۲٤ – ۱۶۲۰ه ؛ = ۱۹۲۵ – ۱۹۹۹م) صحفي ورسام كاريكاتير.



ولد في بغداد، توقف في المرحلة المتوسطة من دراسته لينصرف إلى الرسم المعماري وتصميم الإعلانات وتخيل العالم بالكاريكاتير، عمل في العديد من الصحف العراقية، واعتُبر أول رسّام كاريكاتير بطابع عراقي، حيث كان يجسّد الفكرة الشعبية في لقطات مثيرة.

وله كتب، منها: أقوال الزعيم عبدالكريم في صور، قصة ثورة ١٤ تموز في صور، البستان والأغاني العراقية في صور ضاحكة، محموعة الرسام غازي الكاريكاتورية (١ - الرسام الكاريكاتيري العراقي الشعبي: رسوم سياسية عن الحرب العراقية - الإيرانية ورسوم فولكلورية شعبية اجتماعية وفنية ورياضية مختلفة (صدرت في بغداد سنة ورياضية مختلفة (صدرت في بغداد سنة

(۱) شخصيات في ذاكرة الوطن ص٣٦٧، موسوعة أعلام العرب طرك ١٦٥، معجم الروائيين العرب ص٢١٥، معجم الروائيين العرب ص٢١٥، دليل الإعلام والأعلام ص٣٦٥، موسوعة الشخصيات السعودية ص٤٨١، الحزيرة نت، والعربية نت (١٢٩/٥). (٢) موسوعة أعلام العراق ١/ ١٥٠، معجم المؤلفين والكتاب العراقيين ٦/ ٨٠.

(تكملة معجم المؤلفين) غاذي على غاذي

غازي عبدالمطلب الجندلي (۱۳٤٧ - ۱۹۲۵ه = ۱۹۲۸ – ۲۰۰۶م)

**غازي علي غازي** (۱۳۵۱ – ۱۹۲۸ه = ۱۹۳۲ – ۲۰۰۷م) داعية وإداري إسلامي.



ولادته في مدينة قيصرية بتركيا، سافر إلى دمشق سنة ١٣٦٨ه، ثم توجّه إلى الأردن وحصّل جنسيتها. نال شهادة الثانوية الأزهرية من مصر، وتخرّج في كلية الشريعة بغداد سنة ١٣٨١ه، وعمل منذ ذلك التاريخ إمامًا وخطيبًا في وزارة الأوقاف بالكويت. قدّم أعمالًا جليلة، وساهم في الكثير من المشاريع الخيرية التي أنشئت في العديد من البلدان الإسلامية والغربية، كما قام بتأسيس وإدارة مدرسة الإرشاد الإسلامي

غازي القصيبي = غازي بن عبدالرحمن القصيبي

**غازي كنعان** (۱۳۲۱ – ۱۹۲۱ه = ۱۹۴۲ – ۲۰۰۵م) ضابط أمن وزير.

(٣) المحتمع ع ١٧٦٤ (١٨/٧/٢٨) ص٦.



ولد في قرية بحمرا بمحافظة اللاذقية السورية من عائلة نصيرية (علوية) تخرَّج في الكلية العسكرية، حدم في وحدات مختلفة، منها الاستخبارات، وشغل عدة مناصب في الجال المذكور، منها مدير الأمن السياسي، وكان له دور كبير في مجزرة حماة الكبرى، ثم كان على رأس المخابرات العسكرية في مدينة حمص، فنكل بالدعاة هناك أيضًا، وتُروى عنه فظائع في ذلك، في عمليات التمشيط والتعذيب والسجن والقتل. ويرفع البعض أرقام الضحايا المسؤول عنها بشكل مباشر إلى بضعة آلاف في مدينة حمص وحدها، وقد تولى رئاسة الاستخبارات السورية في لبنان لمدة عشرين عامًا، حيث كان الوجود السوري فيها قويًا بعد الحرب الطائفية (الأهلية)، من ١٤٠٢هـ - ١٤٢٣هـ، وعاد إلى سورية ليعيَّن وزيرًا للداخلية. وكان مستودعًا لأسرار وتفاصيل العلاقات السورية - اللبنانية، وعلاقات الأشخاص والقوى السياسية اللبنانية خلال السنوات الأخيرة، وكان يوصف مدة بقائه في لبنان بأنه حاكمها الحقيقي. وجمع أموالًا طائلة، وجمِّدت أرصدته في دول أجنبية بعد اتحامه أو ضلوعه المباشر في قتل رفيق الحريري رئيس وزراء لبنان. وكان رئيس لجنة التحقيق الدولية قد واجهه بتهم موثقة... لكنه نفي.. وقبل ساعات من انتحاره ذكر لإذاعة صوت لبنان أنه بريء... وأن هذا آخر تصريح له. وذكر أنه انتحر بإطلاق الرصاص في فمه، وذلك في مكتبه بالوزارة بدمشق يوم الأربعاء ٩ رمضان، ١٢ تشرين

الأول (أكتوبـر)<sup>(١)</sup>.

غازي الكيلاني (١٣٥٣ – ١٤١٦ه = ١٩٣٤ – ١٩٩٥م) (تكملة معجم المؤلفين)

**غازي مفلح** (۱۹۳۰ – ۱۲۳۲ه = ۲۰۰۰ – ۲۰۱۱م) (تکملة معجم المؤلفين)

**غالب بن أحمد العياشي** (١٣٢٧ - ١٤٠٧ه = ١٩٠٩ - ١٩٨٧م) سياسي، مناضل، باحث في التاريخ.



ولد في إدلب. تخرج في المدرسة العسكرية الأولية بدمشق. اتصل بزعماء أمثال هنانو وسعد الله الجابري. اعتقله الفرنسيون عدة مرات. تطوع على رأس فرقة من المواطنين للجهاد في فلسطين وخاض معارك دامية. ناهض عهد الانقلابات واعتقل وسُجن. انتخب للنيابة عن إدلب، وانتمى إلى حزب الكتلة الوطنية، كما عمل في التجارة.

وله كتب مطبوعة، مثل: مبعث الوفاء (مسرحية نثرية)، تطور سورية السياسي، المباحث، عبرة (قصة)، تاريخ سورية السياسي وأسرار الانتداب الفرنسي، الأمة العربية بين حياتين، البحرين:

(۱) الأهرام ع ٤٣٤١، (١٠/٩/١٠هـ)، موقع مركز الشرق العربي للدراسات الحضارية (١٤٣١هـ)، الموسوعة الحرة ٢٠١١/٣/٢٠م.

إمارة وحضارة، ثورة العراق و ١٤ تموز، الإيضاحات السياسية وأسرار الانتداب الفرنسي في سورية (٢٠).

**غالب حمزة أبو الفرج** (۱۳۶۹ – ۱۹۳۱ – ۲۰۰۲م) قاص، كاتب ومحرر صحفى.



من مواليد المدينة المنورة، حصل على شهادة معهد الأشعة والراديوم، وإجازة في الحقوق، كلاهما من مصر. تقلّب في عدة وظائف في الصحة والإعلام، وفي الديوان الملكي والخارجية، ورأس تحرير جريدة «المدينة المنورة»، وكتب في معظم الصحف السعودية، ثم تفرّغ لأعماله الخاصة. مات يوم الاثنين ٣٠ جمادي الآخرة، ٢٤ تموز (يوليو).



غالب حمزة أبو الفرج رأس تحرير صحيفة المدينة

له روايات وقصص كثيرة، منها: ألقاك غدًا، البيت الكبير، ذكريات لا تنسى، رسائل ملونة، سنوات الضياع، سنوات

(٢) عالمنا العربي ص١٢٧، معجم المؤلفين السوريين ص٣٧٩، موسوعة أعلام سورية ٣/ ٣٦٤ (ووفاته في هذا المصلر ٤٠٠، أعلام وأدباء من محافظة إدلب ص٢٢، من هم في العالم العربي ص٤٥٤، وورد في (عالمنا العربي) اسم والده (فائق)، والمثبت من أعلام إدلب و (معجم المؤلفين السوريين)، الذي وصف المترجم له بأنه (ابن الشاعر والقاضى أحمد).

معه، الشياطين الحمر والمسيرة الخضراء، الضياع، غرباء بلا وطن، لا شمس فوق المدينة، ليس الحب يكفي، من بلادي، واحترقت بيروت، وداعًا أيها الحزن، وجوه بلا مكياج وقلوب ملَّت الترحال (روايتان)، وتقرع الطبول(١).

غالب الزهير = غالب لطيف الزهير

**غالب سالم** (۱۳۳۱ – ۱۶۰۲ه = ۱۹۱۲ – ۱۹۸۰م) (تکملة معجم المؤلفين)

غالب سلامة هَلَسا (۱۳۵۱ - ۱۶۱۰هـ = ۱۹۳۲ - ۱۹۸۹م) روائی شیوعی.



ولادته في قرية ماعين قرب مأدبا في الأردن من أسرة مسيحية. انتمى إلى الحزب الشيوعي، وغادر بلده إلى لبنان وهو في الثامنة عشرة من عمره، ودرس الصحافة في الخامعة الأمريكية بالقاهرة، وأقام فيها (٢٣) عامًا، وكان يعمل في الترجمة الصحفية، ويكتب القصص والروايات، ويترجم الأدب والنقد. ثم غادرها إلى العراق، ومنها إلى لبنان، وحمل هناك السلاح وقاتل، ثم رحل مع المقاتلين الفلسطينيين إلى عدن، فإثيوبيا، فبرلين، وأخيرًا حطً الرحال

(۱) الموسوعة الأدبية ۲۲۰/۳، دليل الكاتب السعودي ص ۲۰۷۱، معجم الكتاب والمؤلفين في السعودية ص ۱۱۷، موجم موسوعة الأدب العربي السعودي الحديث ۹/ ۱۳۲۶، معجم الروانيين العرب ص ۳۱۲۰.

بدمشق، وفيها مات. وكان ناشطًا في الحزب الشيوعي، وسُجن لأجله في مصر والأردن، وفي بيروت أسهم في إصدار مجلة في إصدار «المصير الديمقراطي»، وفي دمشق ساهم في إصدار «الكاتب الفلسطيني». وذكر كاتب أنه لم تكن هناك «مسلمات» في قاموسه الفكري، بل كان يُبدي استهجانه عن يتمسَّك به أفكار ثابتة» مهما بدت نيِّرة وعظيمة؟! وأغرق رواياته بالمشاهد الجنسية المفسدة للأخلاق والمجتمعات. ومات ظهر يوم الاثنين ٢٠ جمادى الأولى، ومات ظهر يوم الأثنين ٢٠ جمادى الأولى،

ومما كتب فيه:

حكاية الصبي والصندوق: الجنس عند غالب هلسا.

غالب هلسا وببليوغرافيا مصادره الكتابية/ نزيه أبو نضال.

المغترب الأبدي يتحدث: حوارات مع غالب هلسا/ تحرير وتقليم أحمد خريس. وعي الكتابة والحياة: قراءات في أعمال غالب هلسا/ تنظيم رابطة الكتاب الأردنيين.

رسم الشخصية في روايات غالب هلسا/ ريم جميس الزير (رسالة ماجستير من الجامعة الأردنية).

غالب هلسا مفكرًا/ مجموعة مؤلفين.

البنية الزمنية في روايات غالب هلسا من النظرية إلى التطبيق/ محمد عبدالله القواسمة (أصله رسالة دكتوراه).

بنية النص السردي عند الروائي غالب هلسا/ ثائرة عودة (بحث أو رسالة جامعية من جامعة دمشق).

ومن أعماله: ثلاثة وجوه لبغداد (رواية)، جماليات المكان/ غاستون بلاشار (ترجمة)، الخماسين (رواية)، الروائيون (رواية)، سلطانة (رواية)، السؤال (رواية)، الضحك (رواية)، العالم مادة وحركة، أدباء علموني: أدباء عرفتهم، فصول في النقد، المكان في الرواية

العربية، اختيار النهاية الحزينة، الأعمال الروائية الكاملة. وله مؤلفات أخرى ذكرت في (تكملة معجم المؤلفين)(٢).

**غالب علي الشرعي** (۱۳۶۱ – ۱۶۰٦ه = ۱۹۲۳ – ۱۹۸۱م) ضابط عسكري.



ولد في مدينة صنعاء، تخرَّج في المدرسة المتوكلية الحربية برتبة ملازم ثان، ثم عمل مدربًا في الجيش، واتصل بالثوار المناهضين لحكم الإمامة باليمن وانضمَّ إليهم، واعتُقل إثر فشل الثورة عام ١٣٦٧هـ، فقضى في سجن حجة سبع سنوات، وبعد قيام الجمهورية تعيَّن رئيسًا لمحكمة الشعب، التي تولَّت محاكمة رموز العهد الإمامي، كما تولى قيادة لواء الحديدة، فنائبًا لوزير الداخلية، وأثناء محاصرة صنعاء من قبل القوات الملكية عام ١٣٨٦ه تولي قيادة المقاومة الشعبية، ثم تولى وزارة الصحة، وعيِّن من بعد في جامعة الدول العربية، وكان عضوًا في مجلس الشوري، وترقى إلى رتبة عميد، وعدَّ من أقطاب الحركة الدستورية، وأحد رجالات ثورة ٢٦ سبتمبر. توفي يوم ۱٤ رمضان، ۲۲ أيار<sup>(۱۳)</sup>.

(٢) عالم الكتب مع ١١ ع ٣ (محرم ١٤١١هـ), الأدب والأدباء والكتاب المعاصرون في الأردن ص٢١٧، (وفي المصدر الأخير رسمت نسبته بالتاء المربوطة بمل الألف)، موقع ديوان العرب (٢٠٠٦/١/٢م)، معجم الروائيين العرب ص٢١٦، موسوعة أعلام الفكر العربي ص٤٧٨، معجم أدباء الأردن ١/ ١٤٣.

(٣) موسوعة الأعلام للشميري، اليمن في ١٠٠ عام ص.٢٦٩.

### **غالب بن علي الهُنائي** (نحو ١٩٢٨ - ١٤٣٠ه = نحو ١٩١٠ - ٢٠٠٩م) آخر أئمة دولة إمامة عُمان.



بويع بالإمامة عام ١٣٧٤هـ (١٩٥٤م) بعد وفاة الإمام محمد بن عبدالله الخليلي، وكان إباضيًا كذلك، اتخذ من نزوى مقرًا له مقابل الحكومة المركزية في مسقط. واعترف بإمامته من قبل سلطان مسقط سعيد بن تيمور والد قابوس، ووقّع معه اتفاقية الأمر إلى حرب ضروس شارك فيها سلاح الجو الإنجليزي لأمور سياسية واقتصادية الأحضر، التي انتهت بخروج الهنائي عام الاخضر، التي انتهت بخروج الهنائي عام ١٣٧٩هـ (١٩٥٩م) إلى السعودية مطالبًا فيها باللجوء السياسي، هو وأخوه طالب،

in which is love their Arter

سلامته مت المعدام في كالان

قابوس الحكم ووحّد مناطق السلطنة مضى إلى السعودية وقابله وطلب منه العودة فأبى، ولم يؤلّب القبائل عليه لأجل عودته للسلطة، ومات في الدمام بالسعودية يوم ٣٠ ذي القعدة (أو قبله بيوم)، الموافق ١٧ نوفمبر (١).

### غالب ليلو البزّاز (١٣٥٥ - ١٤٢٥ه = ١٩٣٦ - ٢٠٠٤م) (تكملة معجم المؤلفين)

**غالب ناهي الخفاجي** (۱۳۵۱ – ۱۶۲۱ه = ۱۹۳۲ – ۲۰۰۰م) (تكملة معجم المؤلفين)

غالب هَلسا = غالب سلامة هلسا

غالي بن آفا = محمد غالي بن محمد الأمين الشنقيطي

**غالي شكري غالي** (١٣٥٤ - ١٤١٨ه؟ = ١٩٣٥ - ١٩٩٨م) أديب وناقد حداثي، ناصري، شيوعي.



ولد بمنوف (محافظة المنوفية) لأسرة قبطية. حصل على الدكتوراه في علم الاجتماع الثقافي من جامعة السوربون بباريس. درَّس بوزارة التربية، عرف السجن مع مئات آخرين من «التقدميين». عمل أستاذًا بأكاديمية الفنون، ومحاضرًا بجامعة السوربون، وأستاذ علم الاجتماع بالجامعة اللبنانية، وبالجامعة التونسية، رئيس تحرير مجلة القاهرة، مدير تحرير مجلة الشعر، ناقد وأديب في معلة الأهرام، مسؤول الملحق الأدبي لجلة الطليعة، مستشار التحرير بجرائد البلاغ والدستور والمحرر في لبنان، مستشار ثقافي لمؤسسة «الوطن العربي» بباريس. أحد مؤسسى المحلس القومي للثقافة العربية. عضو الوفد المصري في مؤتمر عدم الانحياز بنيودلهي، رئيس الوفد المصري في جميع الاتفاقيات التي عقدتها مصر من ١٣٩٧هـ - ۱۹۷۰ - ۱۹۷۸ - ۱۹۷۸ عضو في عدة جمعيات ومحالس، منها عضويته بالمنظمة الدولية للصحفيين. كتب المقالات والدراسات المتخصصة، وشارك في ندوات ومؤتمرات فكرية وأدبية. وكان شديد التعصب ضد الإسلام، من أعضاء التنظيمات الشيوعية، وانتهى به المطاف إلى تشكيل «حزب العمال الشيوعي»، وعمل مع الكاتب المتعصب لويس عوض في جريدة الأهرام ونفث فيها سمومه... من ذلك مقال له فيها بعنوان: «لا برنامج للإسلام السياسي سوى الإرهاب». من نقَّاد الحداثة ومنظريها وكبار عتاتما. وكان يغمز كلَّ ما له اتصال بالتراث أو الدين

اله المرضى الوالد في تنصيب موراكس في المساكة معلى شدن ما موراكس في المائية المواددة وبعد كناك ما مواددة وبعد كناك ما مواددة والمواددة و

غالب بن على الهنائي (خطه)

(مرحم أولان)

 (١) موقع محيط (إثر وفاته). وخطه من كتاب الشيبة أبو بشير ٢٠٢/٢.

والكثير من كبار شيوخ عُمان، وعندما تولي

أو الوطنية، ويصفه بالعقم في كتابه «ثقافة تحتضر»، بل كان يرفض التراث رفضًا مطلقًا بعصبية وانفعال، بحجة أن التراث الأدبي لأمتنا مرتبط بالدين إن لم يكن وُجد لخدمة الدين أصلًا، وبذلك اكتسبت اللغة العربية صفة القداسة لارتباطها بقداسة الدين. وكان يدعو إلى «كسر جوهر اللغة العربية» على حدِّ تعبيره، دون مواربة. وكان متأثرًا بالأدبيات الماركسية، ومشيدًا بسلامة موسى كثيرًا، ومحتفلًا بنجيب محفوظ. ثم

أصدرت أكاديمية الفنون في مصر كتابًا عنه بقلم ابنه وائل بمناسبة مرور عام على رحيله.

وترك أربعين كتابًا، منها: سلامة موسى وأزمة الضمير العربي، أزمة الجنس في القصة العربية، شعرنا الحديث إلى أين، أدب المقاومة، مذكرات ثقافة تحتضر، ذكريات الجيل الضائع، ثقافتنا بين نعم ولا، التراث والثورة، عروبة مصر وامتهان التاريخ، ماذا يبقى من طه حسين، من الأرشيف السري للثقافة المصرية، النهضة والسقوط في الفكر المصرى الحديث، الثورة المضادة في مصر، الماركسية والأدب، اعترافات الزمن الخائب، إنهم يرقصون ليلة رأس السنة، أقنعة الإرهاب: البحث عن علمانية جديدة، نجيب محفوظ من الجمالية إلى نوبل، توفيق الحكيم: الجيل والطبقة والرؤيا، يوسف إدريس: فرفور خارج السور. وكتب أحرى له أوردتما في (تكملة معجم المؤلفين)(١).

غالي بن محمد الأمين الشنقيطي = محمد غالي..

### الغالي بن المختار الطود (۱۳۲۳ – ۱۶۰۱هـ = ۱۹۰۰ – ۱۹۸۰م)



من القصر الكبير بالمغرب، تتلمذ على العلماء في مدينته وفي فاس، وتشبّع بالأفكار السلفية من روّادها، انضمَّ إلى مجموعات الشباب الوطنيين، وأطلقوا عليه اسم غاندي! وكان أول رئيس لفرع حزب الإصلاح بالقصر، وعضو اللجنة التنفيذية بتطوان، وأحيا جمعية الطالب المغربية. وكان حريصًا على إحياء المهرجانات الخطابية في المناسبات الدينية والقومية والوطنية، وذا قلم بليغ لاذع عندما يكتب في الصحف الوطنية منددًا بما يفعله الإسبان وعملاؤهم، وأتلفت محاصيل أراضيه الزراعية من قبل المحتل الأجل ذلك، ونُعبت حزانة كتبه الفقهية النادرة، وكان تحت الإقامة الجبرية والملاحظة عدينة العريش حتى مات المقيم الإسباني، ثم جاهد بشدّة بعد نفي السلطان ونظم مظاهرات، واضطرَّ من بعد الخروج مستترًا ملتجاً إلى إسبانيا، ومنها إلى مصر حيث الجاهد محمد بن عبدالكريم الخطابي، إلى حين عودته سنة ١٣٨٠هـ إلى المغرب، ووفاته في ٢ محرم، ١٦ سبتمبر. وقد كتب في الصحف الوطنية كالحياة والريف والحرية ومراكش والمغرب الحرّ والرأي العام، مما لو جُمع لكوَّن رصيدًا وطنيًا سياسيًا غزيرًا (٢).

## غاندي السحمراني

(نحو ۱۳۷۰ – ۱۶۳۲ هـ = نحو ۱۹۵۰ – ۲۰۱۰م) قائد عسكري إسلامي. عرف بأبي رامز.



من طرابلس الشام. المسؤول العسكري في تنظيم «جند الشام»، حيث تزعم قيادة الجناح العسكري فيه، الذي شارك في عمليات ضدَّ الجيش اللبناني إبان أحداث غر البارد. وكان من أبرز المطلوبين للحكومة بعد مواجهات الضنية عام ١٤٢١هـ (٠٠٠ م)، ومُنع من دخول مخيم عين الحلوة، فكان يعيش قرب مخيَّم صيدا. وجد مقتولًا صباح يوم السبت ١٩ محرم، ٢٥ كانون الأول، بعد أن تعرَّض لعدة محاولات اغتيال(٣).

**غانم الدباغ** (۱۳۲۲ – ۱۹۱۱ه = ۱۹۲۳ – ۱۹۹۱م) قاص، روائی.



من الموصل. تخرَّج في دار المعلمين

(٣) العربية نت ١٤٣٢/١/١٩هـ، موقع التوحيد
 ٢٠١٠/١٢/٢م.

<sup>(</sup>١) موسوعة أعلام مصر ص٣٥٣، الموسوعة القومية للشخصيات المصرية البارزة ص٢٤٨، موسوعة أعلام العرب المبدعين ١/ ٦٣١، البيان ع ١٠٩ ص٥٦، ملحق موسوعة السياسة ص٣٦٤، الانحراف العقدي ١/ ١٥٧، أعلام وأقزام ١/ ٢٠٠، موسوعة أعلام الفكر العربي ص٤٨١.

الابتدائية، مارس التعليم في قرى الموصل واستوحى منها أكثر قصصه الأولى التي نشرها في الصحف المحلية، ودرَّس في بغداد بعد انتقاله إليها عام ١٣٧٩ه. عمل مديرًا للإدارة في اتحاد الأدباء، وكان عضوًا في هيئة تحرير مجلة (الأديب المعاصر). نشر نقدًا قصصيًا، ومقالات أدبية، وكان مولعًا بالموسيقى. ساهم في تكوين جماعة أدبية سهوها «رواد أدب الحياة».

من آثاره الأدبية: أساطير إغريقية ورومانسية/ غريس كوبر (ترجمة)؛ حكاية من المدينة القديمة، سوناتا في ضوء القمر، ضحة في الزقاق (ح۱)، بيتهوفن، قصص من الغرب: ٩ قصص مترجمة من الإنكليزية لمشاهير كتّاب القصة في العالم (ترجمة)، كبرى الحكايات العالمية: خسة وخمسون أسطورة خالدة/ كتبها مجددًا لويس أونتر ماير (ترجمة)، الماء العذب: قصص قصيرة، نزعات إنسانية في موسيقى بيتوهوفن(١).

**غانم سعد الله حمودات** (۱۳٤۸ - ۱۶۳۳ هـ = ۱۹۳۰ - ۲۰۱۲م) داعية تربوي قيادي.



من مواليد الموصل. حفظ القرآن الكريم في أحد المساجد قبل أن يدخل المدرسة،

 (١) موسوعة أعلام العراق ١/ ١٥١، معجم المؤلفين العراقيين ٢/ ٤٥٧، معجم المؤلفين والكتاب العراقيين ٦/ ٢٦، موسوعة أعلام الموصل.

نال إجازة في اللغة العربية من دار المعلمين العالية ببغداد، عمل في مدارس عديدة، آخرها الإعدادية الشرقية، تتلمذ عليه أجيال من الطلبة الذين يفخرون به وبعلمه، وما تعلموه منه من فضائل ونحُلق، وكانت له علاقة بجماعة الإحوان المسلمين منذ عام ١٣٦٧هـ، وتوثَّقت علاقته بها عندما درس في بغداد، ولازم الشيخ محمد محمود الصواف، وشاركه في نشر الدعوة، وصار مسؤولًا عن الحماعة في كليات بغداد وممثلًا لطلبتها في اللجنة المركزية، وخطيبًا باسمهم ومنيبًا عنهم، ثم كان مسؤول الإحوان بالموصل، ولما تفاقم المدُّ الشيوعي بعد سقوط النظام الملكي تشكل «التجمع الديني القومي في الموصل» لمواجهته، وكان المترجم له ممثل الإحوان في التجمع، واعتقل مع عدد كبير من الشباب، وتابع تدريس الدين واللغة العربية بهمة ونشاط عال، وعُرف بنهجه التربوي الرصين وأسلوبه العالي في العراق كلِّه، وكان يقيم سرادقات ضمن أنشطة جمعية الأخوة الإسلامية (بعد حظر جماعة الإخوان) لتمرين الطلبة على السباحة وإعطائهم الدروس الدينية، كما خطب الجمعة في مساجد، وأسهم في إعمار بيوت الله في عدة مدن، وكان رئيس محلس شوري الإخوان في الموصل قبل وفاته. توفي يوم الأحد ١٠ جمادي الأولى، الأول من نيسان<sup>(٢)</sup>.

غانم الصالح (۱۳۲۳ – ۱۳۶۱ه = ۱۹۶۳ – ۲۰۱۰م) مثل.

جلسة في الأحوال الشخصية والجنايات محكمة الاستئناف، ثم انتقل إلى التلفزيون وعيِّن رئيسًا لقسم التمثيليات حتى تقاعده عام ١٤٠٣هـ. اعتبر من الرواد البارزين في الفنون الأدائية بالكويت، وقدَّم ما يزيد عن (٦٠) عملًا، بين مسرحيات وتمثيليات ومسلسلات تلفزيونية، وكان وجهًا مألوفًا، وخاصة في الكوميديا والمسلسلات الخليجية، والمجتماعية، على الشاشات الخليجية، واشتهر بمسرحية باي باي لندن. ومات يوم الثلاثاء ١١ ذي القعدة، ١٩ تشرين يوم الثلاثاء ١١ ذي القعدة، ١٩ تشرين

من الكويت. ساهم في تأسيس فرقة المسرح

العربي عام ١٣٨١هـ، وعمل سكرتير

**غانم عبید غباش** (۱۳۲۹ - ۱۶۰۹ه = ۱۹۶۱ - ۱۹۲۹م) کاتب صحفی وناشط سیاسی اجتماعی.



ولد في دبي، ترك الدراسة ليعمل في المدرسة نفسها التي تعلم فيها، ورأس أول اتحاد كرة

(۲) ألعربية نت ١٤٣١/١١/١١هـ، الموسوعة الحرة (إثر وفاته). (٢) موسوعة أعلام الموصل، وما كتبه الأستاذ إبراهيم

العلاف وظهر في موقع الشيخ المقرئ شيرزاد عبدالرحمن

طاهر بعد وفاته، مجلة الرائد ٢٠١٢/٤/١٢م، موقع الحزب

الإسلامي العراقي ٢٠١٢/٤/١م.

قدم في الإمارات، وسافر إلى الخارج مدة. بدأ رحلته مع الكلمة في محلة (الأهلي) قبل وحدة الإمارات، ثم في مجلة (الجمع الثقافي) ثم في (الأزمنة العربية) التي أسسها وترأس تحريرها من ١٤٠٦هـ حتى وفاته. وكان يركِّز في كتاباته على هموم الوطن وقضاياه الأساسية، كما ساهم من خلال موقعه في وزارة العمل وكيلًا مساعدًا في تطوير تشريعات العمل، وساهم في إنشاء عدد من الجمعيات الأهلية، بينها اتحاد الكتاب والأدباء، وجمعية الاجتماعيين، والنادي الثقافي. توفي بتاريخ ٢٦ رجب في لندن، حيث كان يتلقى العلاج من مرض عضال. أصدر اتحاد كتاب وأدباء الإمارات كتابًا عنه بعنوان: غانم غباش: فارس من هذا الزمان. - دبی، ۱۶۱۰هم، ۱۰۰ص. ووقفت له على كتاب بعنوان: بلوطى: مقالات ساخرة باللهجة الدارجة. (وأصله مقالات كان يكتبها بالاسم المستعار: بلوطي)، وكتاب "في السياسة والحياة" وأصله كذلك مقالات، هو معظم ما

**غانم قاسم فرج** (۱۳۸۹ – ۱۶۲۸ ه = ۱۹۲۹ – ۲۰۰۷م) عالم مشارك.

حصلوا عليه، وقدم له كريم مروة (۱).

ولد في الموصل بالعراق، نشأ يتيمًا، ورفي تربية إسلامية، تخرّج في معهد الأئمة والخطباء، وفي كلية الإمام الأعظم، وحصل على الماجستير، من مشايخه أكرم سعدي وإبراهيم النعمة، وحصل على إجازة علمية من قبل الشيخ صالح خليل حمودي. ألقى دروسًا يومية في جامع الكرامة، ونشر الدعوة من خلال العلم الشرعي، وتخرّج عليه كثيرون، وقد عمل إمامًا وخطيبًا في عليه كثيرون، وقد عمل إمامًا وخطيبًا في

(١) الجزيرة ١٤٠٩/٧/٢٨ هـ، شبكة الرحال الإماراتية (ربيع الأول ١٤٣١هـ).

عدة مساجد، وكانت له برامج في الإذاعة والتلفزيون، وأجاب على الأسئلة، وقد درَّس، وقام بخدمات اجتماعية عديدة، وكان عضوًا في رابطة علماء العراق، وعضو هيئة الإفتاء، وعضو هيئة علماء المسلمين، وكان غزير العلم، يحفظ أحاديث نبوية كثيرة، خطيبًا مفوّهًا يصدع بالحق، ويقضي حوائج الناس. وجمع مكتبة قيمة، وجمع مكاتبة قيمة، وجمع مناطق محافظته. قتل صباح يوم السبت ١٠ مناطق محافظته. قتل صباح يوم السبت ١٠ رمضان، ٢٩ أيلول، وهو صائم.

له قصائد شعر، ورسالته في الماجستير: الإمام الزركشي ومنهجه في كتابه «البحر المحيط»<sup>(۲)</sup>.

**غانم محمود العقيلي** (۱۳۷۰ – ۱۳۹۷هـ - ۱۹۰۰ – ۱۹۷۷م) (تكملة معجم المؤلفين)

**غانم محمود محيي الدين** (١٣٥٨ - ١٤٢٢ه؟ = ١٩٣٩ - ١٠٠١م) (تكملة معجم المؤلفين)

**غائب طُعمة فَرْمان** (۱۳٤٦ - ۱۹۱۱ه = ۱۹۲۷ - ۱۹۹۰م) روائی، صحفی، مترجم.

ولد في بغداد. تعلم في الكتّاب وحفظ القرآن. التحق بكلية الآداب في القاهرة، وكتب في الرسالة، وتأثر بأدب نجيب محفوظ وشخصه تأثرًا عميقًا، كما تأثر بأراء سلامة موسى الاشتراكية في جمعية الشبّان المسيحيين. وعاد قبل أن يكمل دراسته ليعمل محررًا في جريدة (الأهالي) الحاب الديمقراطي، وأكمل دراسته الجامعية في بغداد. ثم تعاقد مع دار النشر باللغات الأجنبية في موسكو وبقي مترجمًا باللغات الأجنبية في موسكو وبقي مترجمًا فيها حتى وفاته. وكتب كل رواياته في موسكو، وتوفي هناك يوم ٢٦ محرم، ١٧ أغسطس).

كُتب في رواياته: الزمان والمكان في روايات غائب طعمة فرحان: دراسة نظرية تطبيقية / علي إبراهيم. غائب طعمة فرحان روائيًا / عيسى جاسم (رسالة دكتوراه: - جامعة الموصل، ٤١٧).

ورسالتا ماجستير:

بناء الشخصية في روايات غائب طعمة

ولال المن لكان في مثل تم كتب الديد إن ثلاث الفرة عربور الدف في الدف في المارة والمراكا والمراكا والمراكا والمراكا والمراكا والمراكا والمراكا والمراكات والمدت والدنسان والدنسان والدنسان والدنسان والدنسان والمراكزة عاطفيا اكثرات المدن في دلال المحلك كافت والدنا والمراكزة عاطفيا اكثرات المدن والدنسان والمراكزة عاطفيا اكثرات المدن والمراكزة عاطفيا اكثرات المدن والمراكزة عاطفيا اكثرات المدن والمراكزة عاطفيا المراكزة عاطفيا المراكزة عاطفيا المراكزة المراكزة عاطفيا المراكزة المراكزة عاطفيا المراكزة المراكزة عاطفيا المراكزة ال

غائب طعمة (خطه)

(٢) مما كتبه حاسم عبد شلال في موقع (قصة الإسلام)
 (٣) دويدو أنه ألف كتابًا فيه.

فرحان/ طلال خليفة سلمان (رسالة ماجستير - جامعة بغداد، ١٤ أو ٢٤ ١٨.).

غائب طعمة فرحان: دراسة في فنه الروائي/ عادل عبدالجبار.

مؤلفاته: حصيد الرحى، مولود آخر (قصص)، النخلة والجيران (رواية)، خمسة أصوات (رواية)، المخاض (رواية)، القربان (رواية)، ظلال على النافذة (رواية)، آلام السيد معروف (رواية قصيرة مع أربع قصص قصيرة)، المرتجى والمؤجّل (رواية قصيرة)، العودة الخائبة (رواية)، الحكم الأسود في العراق (تعريف بالوضع السياسي في العراق قبل ثورة تموز، ١٩٨٥م)، الأعمال الكاملة.

وله أكثر من ثلاثين رواية مترجمة عن الروسية، ذكر بعضها في (تكملة معجم المؤلفين)(١).

غبريال حبشي (۱۰۰۰ – ۱۶۲۹ه = ۲۰۰۰ – ۲۰۰۸م) (تكملة معجم المؤلفين)

غربي بن إبراهيم الحاج أحمد (١٣٤٢ - ١٣٠١ م ١٩٣٣ - ٢٠٠٠م) كاتب سياسي أديب، كتب في محلات باسم «أسامة» المستعار.



(١) أعلام الأدب العربي المعاصر ٢/ ١٠٤٦، معجم الروائيين العرب ٣١٢، معجم المؤلفين العراقيين ٢/ ٤٥٨، معجم المؤلفين والكتاب العراقيين ٦/ ٢٢، موسوعة أعلام العراق ١/ ٤٩، من رسائل الأدباء ص١٠٥٠.

ولد في الموصل. اهتم عطالعة كتب الأدب والشعر، تخرَّج في كلية الحقوق، وصار مدير الإذاعة والتلفزيون، أنشأ ورأس المؤسسة العامة للصحافة، وزير الوحدة. عاد إلى الموصل من بغداد ليمارس المحاماة حتى وفاته. وقد بدأ نشاطه السياسي مع الحزب العربي السري، ثم انضم إلى حزب الاستقلال، واعتُقل مرات. شكّل مع عدد من رفاقه من أعضاء حزب الاستقلال المنحل حزبًا من أعضاء حزب الاستقلال المنحل حزبًا جديدًا أسموه «الحزب العربي الاشتراكي» وحرَّر في جريدة (العروبة) الناطقة باسم وحرَّر في جريدة (العروبة) الناطقة باسم ورأس جريدة «النضال». ألَّف وحقَّق ونظَّم.

كتبه التي لم يبين وضعها وأظنها مخطوطة: مناضل من مدينتي، صور مشرقة للصحابة [لعلها للصحافة]، قصة في رسالة «الخيط الأبيض» انتخابات المجلس الوطني العراقي في عام ١٩٨٠م، يوميات قضية، ألحان السواجع بين البادي والراجع للصفدي (تحقيق)، مراتع الغزلان في الحسان من الغلمان لمصطفى الرشيدي (تحقيق)، ديوان شعره.

وما ذكر أنها مخطوطة: من مجون العرب، زعماء الثورة المضادة، الدفوع المحتارة (٣ج.)(٢).

غِرهَرد هُب (۲۰۰۰ – ۱٤۲٥ = ۲۰۰۰ – ۲۰۰۶م)

درس العربية في برلين ودمشق وبغداد، رأس معهد علوم الشرق الحديث أقدم معاهد العاصمة الألمانية برلين، عُني بدراسة الإسلام ووضع فيه كتبًا ودراسات عربية

(٢) موسوعة أعلام العلماء والأدباء ٦/ ١٦، موسوعة أعلام العراق ١٦ / ١٥، معجم البابطين لشعراء العربية، وصورته من مدونة الدكتور إبراهيم العلاف، وفيها نسبته «الصنعاني» فلعل أصله من اليمن؟، موسوعة أعلام الموصل.

أخرى، واقتفى آثار عرب المهجر الذين عاشوا في ألمانيا النازية بعيدًا عن التعاون مع النازين، وسجّل صورة لمواجهاتهم اليومية مع الحكم النازي وعمليات الاضطهاد التي تعرّضوا لها، وأصدر في ذلك كتابًا مشهورًا عنوانه: العرب في المحرقة النازية: ضحايا منسيون (ترجمه محمد جديد).

وترجم له أيضًا إلى العربية (بمشاركة بيترفين ورينيه فلدفل): عميان عن التاريخ: العرب وألمانيا النازية واليهود<sup>(٢)</sup>.



غریب بن عمر الشمري ( ۱۹۹۰ - ۱۹۹۲ م ) (تکملة معجم المؤلفين )

غريغور إبراهام إستارجيان (١٣٠٣ - ١٤٠٠ هـ؟ = ١٨٨٥ – ١٩٨٠م) (تكملة معجم المؤلفين)

غريغوري بونداريفسكي (۱۳۳۹ – ۱۲۲۵ه = ۱۹۲۰ – ۲۰۰۳م) مستشرق دبلوماسي.

(٣) الوطن (السعودية) ع ١٣٠٠ (١٤٢٥/٣/٢هـ)، وما ترجمه مصطفى السليمان ونشره في موقع قنطرة (٢٠٠٥م). ويرد اسمه أيضًا: جرهارد هوب. الغزالي حرب = محمد الغزالي محمد

الغزالي خليل عيد

(۱۳۲۹ - نحو ۴، ۱۹۱۱ - نحو ۱۹۸۳م)

من مصر. تخرَّج في كلية أصول الدين

بجامعة الأزهر عام ١٣٥٨هـ، ودرَّس في

المعاهد الدينية منذ عام ١٣٨٠ه إلى

١٣٨٨ه، ثم كان شيخًا لمعهد بني سويف

عام ١٣٨٩ه، وحضر إلى السعودية، فكان

محاضرًا في كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد

بن سعود الإسلامية، والمعهد العالى للدعوة

الإسلامية بالرياض وكلية أصول الدين.

وقد درَّسني عندما كنت طالبًا في السنة

الأولى من المعهد المذكور سنة ٢٠١٤م،

درُّس القرآن حفظًا وتجويدًا. وكان أسمر

نحيفًا، طاعنًا في السن، طيب القلب،

لطيف المعشر، عليه وقار العلماء. جمع بين

الثقافة الشرعية والعلوم العصرية. ثم سمعت

أنه توفى، وقد تكون وفاته سنة ١٤٠٣هـ

أو بعدها؟

عالم أزهري مفسّر.



ألف (٢٧) كتابًا ومذكرة، وكثير من

بروفسور روسي متخصص في شؤون شرق آسيا، مستشار الحكومة الروسية للشؤون الإسلامية، متخصص في شؤون الكويت خاصة. وكان عضو أكاديمية العلوم الاجتماعية الروسية، ووكيل وزارة الخارجية لمقاطعة أوزبكستان، التي أصبحت مركز اهتمامه وأعماله التاريخية خلال ستة عقود، إضافة إلى الهند. وكان عميدًا لمعهد أورينتال في جامعة وسط آسيا بطشقند، وقابل الملوك والحكام في وسط آسيا وأقاليم أخرى. قُتل في ١٠ جمادي الآخرة، ٨ أغسطس من قبل لصوص.

الموضوعات التي كتبها تدور حول وسط وجنوب آسيا، والقوقاز والخليج، وسياسة المحتلِّ البريطاني في الشرق الأدني، ومشروع سكة حديد بغداد - برلين. كما نشر العديد من الكتب حول تاريخ الكويت، منها كتاب تُرجم إلى العربية بعنوان: الكويت وعلاقاتها الدولية خلال القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين(١١).

غريغوري شاملوفيتش شرباتوف

(7371 - 7731a = 3781 - 1...79)

غريغوريوس (الأنبا) (1771-77312=1111-1.74) (تكملة معجم المؤلفين)

الغزالي بن جابر التندغي (١٣٥١ - ١٤١٣ه = ١٩٣٢ - ١٩٩٢م) (تكملة معجم المؤلفين)

> (١) الشرق الأوسط ١٤٢٤/٦/١٣هـ، الزمن (حريدة كويتية أسبوعية) ٢١ أغسطس ٢٠٠٣م، وماكتبه يعقوب غنيم في موقع (تاريخ الكويت (١٤٣٢هـ).

من مواليد باكو عاصمة أذربيجان. تخرَّج في المعهد العسكري للغات الشرقية بموسكو، ونال درجة الدكتوراه في موضوع «الخصائص النحوية للهجة العامية المصرية». عمل أستاذًا في معهد اللغات الشرقية (معهد بلدان آسيا وإفريقيا) بموسكو، وباحثًا علميًا في معهد الاستشراق بما، وألقى محاضرات في جامعات عربية عديدة، كما نظم الشعر بالعربية، وكتب مقالات في الصحف العربية، وحصل على عضوية المحامع اللغوية في القاهرة ودمشق وبغداد. وغالبية بحوثه تتعلق بدراسة اللهجات العربية الدارجة. له حوالي (٣٠٠) بحث ومقالة في المراجع العلمية السوفيتية والأجنبية، وكتابه «دروس اللغة العربية» مع ألكسندر كوفاليوف، مرجع رئيسي لدارسي اللغة العربية هناك. وله أيضًا: حول العلاقة بين اللغة العربية الفصحى واللهجات العامية في الأقطار العربية، قاموس الجيب: روسى عربي، نصوص مختارة باللهجة المصرية، الاستعراب في الاتحاد السوفيتي، اللغة العربية المعاصرة، التراث الشعبي العربي، الأدب السعودي المعاصر، دور الاشتقاق في تطور مفردات اللغة العربية الدارجة(٢).

قام بتفسير أربع عشرة سورة من المفصّل، ومن عناوين مؤلفاته:

تفسير آية الكرسي وما بعدها إلى آخر سورة البقرة، تفسير سورة الأحزاب، تفسير سورة الأنفال، تفسير سورة الرعد، تفسير سورة الزمر، تفسير سورة يس، الحدود الشرعية وأثرها في تحقيق الأمن والاستقرار للمجتمع، صلة دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب بمذهب السلف (بالمشاركة)، الضياء في أحكام الضعفاء الثلاثة من سورة النساء<sup>(٣)</sup>.

(٣) دليل أعضاء أسبوع الشيخ محمد بن عبدالوهاب ص٦١ مع إضافات.

(٢) موقع معلومات عن روسيا ١٠/١١/١٠/٩م.

من مواليد دمشق. أجيز في الفلسفة من

جامعة دمشق، وحصل على الدكتوراه

في التخصص نفسه من سويسرا. عمل مدرساً وصحفياً، ومديراً للوكالة العربية السورية للأنباء في باريس، ونائباً لرئيس اتحاد الكتاب العرب، ومديراً لمؤسسة تشرين للصحافة والطباعة والنشر، وكان ثانى رئيس لتحرير صحيفة تشرين التي شارك في تأسيسها في عهد حافظ الأسد، وأجرى معه لقاء ونشره فيها، كما نشر

فيها أسبوعياً زاوية «أسبوعيات غير

متزنة»، و «يوميات نزقة»، وأسس أسبوعية

سياسية باسم «نور سود». وكتب مقالات

سياسية وأدبية، وترجم الكثير من القصص

والمقالات. وكان عضو جمعية البحوث

والدراسات باتحاد الكتاب العرب. ومات

في باريس يوم الأحد ٤ جمادي الآخرة،

۱٤ أبريل.

### غستان جبران تويني (0371 - 7731a = 7781 - 71.7a) دبلوماسي ومحرر صحفي وزير.



من مواليد بيروت. حصل على إجازة في الفلسفة من الجامعة الأمريكية ببيروت، وماجستير في العلوم السياسية من جامعة هارفارد بأمريكا، حاضر في الجامعة الأمريكية، وانتخب نائبًا عن جبل لبنان، وعن بيروت، ثم كان سفيرًا للبنان في أمريكا، ووزيرًا للأنباء، وللتربية الوطنية، والسياحة، والصناعة، والعمل، وممثلًا دائمًا للبنان لدي الأمم المتحدة، وترأس جامعة البلمند، ثم كان نائبًا بالبرلمان لمقعد الروم الأرثوذكس خلفًا لابنه جبران الذي قُتل، وكان صاحب جريدة (النهار)، التي رأس تحريرها ما بين ١٩٤٨ ولغاية ١٩٩٩م. وتوفي يوم ۱۸ رجب، ۸ حزيران.

له كتب عديدة، منها: الجنوب ٢٠٠٦م، حوار مع الاستبداد، محاضرات في السياسة والمعرفة، المراسلات الدبلوماسية، منطق القوة أو فلسفة الانقلابات في الشرق العربي، يسوع المسيح بالإنجيل والإيقونة (مع يوسف الخال)، اتركوا شعبي يعيش، نزهة العقل، سرُّ المهنة وأصولها، الثقافة العربية والقرار السياسي، رسائل إلى الرئيس إلياس سركيس، قبل أن يدهمنا اليأس، لبنان والقدس والحولان في محلس الأمن، مسارات السلام والدبلوماسية. وغيرها المذكورة في (تكملة معجم المؤلفين)(١).

(١) دليل الإعلام والأعلام ص٤٠٧، الشرق الأوسط ع ١٢٢٤٧ (١٣٣/٧/١٩)، الموسوعة الحرة

### غستان حتاحت (\*\*\* - VY31 a = \*\*\* - 1 \*\* Y4) طبب أديب.



تخرَّج في كلية الطب بجامعة دمشق، تخصص في طب الأطفال بأمريكا، ونال من جامعاتها شهادة البورد العالى، ثم مارس الطبّ في دمشق حتى وفاته، وساهم مع زملاء له في تأسيس جمعية أطباء الأطفال، وعمل أمينَ سرِّها، وكان من أهم كتاب مجلة «طبيبك» التي أنشأها صبري القباني، وكتب في عدة محلات أحرى، كتب المقالات والخواطر والحكايات الطبية الطريفة، وقدم عدة برامج إذاعية وتلفزيونية، وقد استفاد في صوغ مقالاته من اطلاعه على علوم القرآن الكريم وألوان الأدب. ومات في ٣٠ جمادي الأولى، ٢٦ حزيران.

له بالمشاركة: دراسات حول الطب الوقائي (أصدرته محلة العربي)<sup>(٢)</sup>.



غسان الرفاعي رأس تحرير صحيفة تشرين

كتبه: مفهوم الحرية في الفلسفة المعاصرة، مفهوم الالتزام في الفلسفة<sup>٣</sup>).

#### غستان الرفاعي غسان طربية (P371 - 3731a = .7P1 - 71.79) كاتب صحفي.



1/5/71.79. (٢) أعلام الأطباء الأدباء في دمشق ص٢٦٧.

# (\*\*\* - 773 / 0 = \*\*\* - 7 / 174)

كاتب أديب.

من اللاذقية بسورية. اهتمَّ بالفنِّ والمعرفة والأدب والتاريخ، وكتابة القصة القصيرة، والكتابة للأطفال. وكتب المئات من المقالات في الزوايا الأدبية بجريدة (الوحدة)

(٣) موسوعة الأسر الدمشقية ١٨٧/١، معجم المؤلفين السوريين ص٢١٠ تراجم أعضاء اتحاد الكتاب ص٤٧٨، تشرين ١٥/١٣/٤/١٥م، الوطن (سورية) ١٤/١٣/٤/١٥م، موسوعة أعلام سورية ٣٤٨/٢.

الصادرة في اللاذقية.

كتبه: بيروت الأوغاريتية، بيدر لقلوب محروقة، ثورة دم (منعته الدولة)، سبعة قصص للأطفال، أوغاريت، مختارات من دواوين الشاعر والصحفي إلياس طربية، كان اسمها حبيبتي، حراح لا تندمل، الشوك والياسمين في أخبار الملوك والرؤساء والسلاطين والسياسيين(۱).

غسان الظاهر الحمادة (١٣٥٦ - ١٩٥٥ - ١٩٣٧ - ١٩٨٥) (تكملة معجم المؤلفين)

غسَّان بن علي الرمَّال (۱۳۲۹ – ۱۹۲۸هـ = ۱۹۶۹ – ۲۰۰۷م)

داعية وباحث في التاريخ الإسلامي. ولد في مكة المكرمة، درس الابتدائية والمتوسطة في القاهرة، وأكمل دراساته التالية في مكة، وحصل على الماجستير والدكتوراه من قسم الحضارة والنظم الإسلامية بكلية الشريعة في جامعة أم ومثلها في العديد من المؤتمرات بالخارج، وكذلك في معارض الكتب المحلية والدولية، وكذلك في معارض الكتب المحلية والدولية، وكلّف بزيارات تفقدية للأقليات المسلمة في العديد من الدول الإفريقية، وعمل في محال الدعوة الإسلامية خمس سنوات، وأشرف على دورات دعوية بإفريقيا، ونشر مقالات في محلة الرابطة. توفي مكة المكرمة يوم ١٦ وربيع الآخر، ٣ مايو.

عنوان رسالته في الماجستير: الصراع بين المسلمين والبرتغاليين في البحر الأحمر خلال القرن العاشر المجري.

وفي الدكتوراه: جامع الدول لأحمد ده ده منجم باشي (ت ۱۱۳هه) تحقيق ودراسة (۱) جريدة الوحدة ۲۰۱۲/۳/۱۲م، معجم المؤلفين

السوريين ص٣١٦٠

قسم سلاطين آل عثمان إلى سنة  $^{(Y)}$ .

غسّان محمد علي قانصوه (۱۳۵٤ – ۱۶۲۱ه؟ = ۱۹۳۵ – ۲۰۰۱م) مهندس کیمیائی واقتصادی نابغة.



ولد في بعلبك من أسرة شيعية. أكمل المراحل الدراسية الأولى في لبنان، وكان ترتيبه الأول. تابع دراساته العليا في جامعة زغرب بيوغسلافيا، انتسب فيها إلى أربع كليات خلال (١١) عامًا، وحصل منها على دكتوراه في هندسة الكيمياء الصناعية، ودكتوراه في العلوم الاقتصادية، ودكتوراه في العلوم الكيميائية، وهندسة بترول (مصافي بتروكيماويات) ويحتاج فيه الطالب اليوغسلافي إلى (٢٨) عامًا، ولذلك مُنح ثاني أعلى وسام في الدولة هناك. ودخل في مجال الإبداع والاختراع، فصمَّم واخترع آلة لدراسة فاعلية العوامل المساعدة في تفكيك ذرات البترول، كما حضَّر ثلاثة عوامل مساعدة جديدة تستعمل في تكسير الذرات في صناعة البترول أيضًا، واحد منها يعتبر من أفضل العوامل المساعدة المعتمدة. اشترك في محاضرات ومؤتمرات، ونال ميداليات وأوسمة من كبرى المؤسسات العلمية والاجتماعية.

(٢) الموسوعة الحرة ١٠/١/٢٠م.

عاد إلى لبنان وتقلب في عدة وظائف ومناصب حكومية، منها استشارته الفنية والاقتصادية لعدة جهات، وأعار موضوع البترول في لبنان اهتمامًا خاصًا، كما عمل مديرًا فنيًا للاتحاد العربي العام للحديد والصلب في الجزائر، وساعد المسؤولين في سورية على حلّ المشكلات الفنية والاقتصادية لمعمل السماد الآزوتي وللمجمع البتروكيماوي الجديد قرب برنامج البيئة مستشارًا إقليميًا رئيسيًا برتبة مدير. واختير رجل العام في كلّ من أمريكا وبريطانيا، وأيضًا رجل القرن العشرين.

العالم الدكتور غسان محمد علي قانصوه، [١٤١٩هـ]، ١٩٩٨م.

ديوان أهل القلم: حول نابغة أهل العلم في القرن العشرين. - بيروت، [٢١١ه]، . . . ، (٢٠).

غسًان ناجي نزّال (١٣٧٥ - ١٩٧٥ه = ١٩٥٥ - ٢٠٠٦م) کاتب حوار، روائي.



من مدينة جنين بفلسطين. كتب الكثير من الدراما في الأردن وسورية، وقدم فيها أعمالًا متميزة، منها «عائد إلى حيفا». وكان قد أنهى سيناريو عن «سلطانة» رواية لغالب هلسا، ومات قبل أن يكمل سيناريو مسلسل «ذاكرة الجسد». ورأس

تحرير محلة «الشباب».

ومن آثاره: مخيم جنين أسطورة هزَّت العالم، نعي بائع الكعك.

### غسان نایف عبدالخالق (۱۳۷۱ – ۱۹۰۱ه = ۱۹۰۱ – ۲۰۰۶م) إعلامي ثقافي.

من لبنان. نال شهادة الدكتوراه في علم الاجتماع. أسَّس وترأس لمدة سبع سنوات في باريس أول مهرجان للسينما العربية، أسَّس مجلة «جديد» الثقافية، رئيس نادي الصحافة العربية وأحد مؤسِّسيه، شارك في مهرجانات، مذيع في إذاعة مونتي كارلو وقدم فيها برامج تقافية وسياسية، وكتب مقالات في النقد السينمائي(١).

### غصُّوب خميس غصُّوب (۰۰۰ – بعد ٤٠٦هـ = ۰۰۰ – بعد ١٩٨٦م) (تكملة معجم المؤلفين)

غضبان رومي الناشي (۱۳۲۳ – ۱٤۰۹ هـ = ۱۹۰۰ – ۱۹۸۸م) مدرِّس وباحث صابئي.



ولد في مدينة قلعة صالح التابعة للعمارة بالعراق، من الصابئة المندائية، تخرَّج معلمًا في دار المعلمين الابتدائية، ثم درَّس في عدة مدن، وكان متحمسًا لخدمة المندائيين،

(١) وهو غير «غسان إسماعيل عبدالخالق» من الأردن، أستاذ في كلية الآداب بجامعة فيلادلفيا...

فكتب عنهم وتتبع أخبارهم ونشاطهم في الصحف والمحلات والكتب العربية والأجنبية، وألقى محاضرات في ذلك. ومن عناوين كتبه: الصابئون في العراق (بالمشاركة)، مذكرات مندائية، تعاليم دينية لأبناء الطائفة (وصدرت الطبعة الثانية بعنوان: الصابئة: وصايا وطقوس مندائية)، النبي يحيى في زمانه.

ومن ترجماته: أساطير وحكايات شعبية صابئية المندائيون/ صابئية المندائيون/ للسابق (كلاهما ترجمة مع نعيم بدوي). ومن آثاره المخطوطة: وفاء الصابئة، حذور مندائية(٢).

### غطَّاس يوسف غطَّاس (١٣٣٩ - ١٤٣٣ هـ = ١٩٢٠ - ٢٠١٢م) (تكملة معجم المؤلفين)

**غلام إسحاق خان** (۱۳۳۶ – ۱۶۲۷ هـ = ۱۹۱۰ – ۲۰۰۲م) رئیس باکستان.



تولَّى مقاليد الحكم وأصبح رئيسًا مؤقتًا لباكستان إثر اغتيال الرئيس ضياء الحق في سنة ١٤٠٨هـ (آب ١٩٨٨م)، وكان رئيس مجلس الشيوخ، فتولى منصب الرئاسة

(٢) شخصيات مندائية ص ١٣، موقع اتحاد الجمعيات المندائية في المهجر (استفيد منه في ربيع الآخر ١٣٦١هـ)، معجم المؤلفين والكتاب العراقيين ٢/ ٢٢،

بمقتضى الدستور. وأجريت الانتخابات في السنة نفسها، وتولت بي نظير بوتو رئاسة الحكومة في شهر نوفمبر. مات يوم الجمعة ٥ شوال، ٢٧ تشرين الأول (أكتوبر)(٣).

### غلام حسين بن محمد رضا عبد خدائي (۱۹۰۰ – ۱۶۰۰ه = ۲۰۰۰ – ۱۹۸۰م) (تكملة معجم المؤلفين)

غلام حسين يوسفي (۰۰۰ - ۱۶۱۰ه؟ = ۰۰۰ - ۱۹۹۰م) ترجم.



من مواليد مدينة مشهد بإيران. حصل على الدكتوراه في الأدب الفارسي، مع إجازة في الحقوق والعلوم السياسية. عضو دار اللغة والأدب الفارسي، أستاذ جامعي لمدة ثلاثين عامًا. امتاز بتبحره في الآداب العربية والغربية، وكتب في الدوريات المحلية والأجنبية إلى الفارسية، وحصل على جائزة وظل كتاب في النقد الأدبي مع محمد تقي النقد الأدبي مع محمد تقي النقد الأدبي، بإيران، وهو من تأليف ديفيد

ومما ترجم من كتب أيضًا: إنسانية الإسلام/ مارسيل بوازر، قصتي مع الشعر/ (٣) تنظر الموسوعة العربية العالمية ١٦٥/٠.

نزار قبايي. وله نحو (۳۰)كتابًا(۱).

غلام مصطفى = الحافظ غلام مصطفى غلام نبى الفاروقى = أبو تراب غلام نبى

غنطوس إبراهيم الرامي (١٣٢٨ - ١٤١٤ه = ١٩١٠ - ١٩٩٤م) (تكملة معجم المؤلفين)

غني حسون طه (۱۳٤٦ - ۱۹۲۷ هـ = ۱۹۲۷ - ۱۹۸۷م) (تکملة معجم المؤلفين)

غنيمة فهد المرزوق (١٣٦٠ - ١٣٤١هـ = ١٩٤١ - ٢٠١٣م) صحافية ريادية.

(۱) الراصد ع ٤ (شباط ۱۹۹۱م) ص٣٩ (إعداد محمد نور يوسف).

من مواليد مدينة الكويت. أُجيزت من قسم الصحافة بجامعة القاهرة، أصدرت بحلة (أسرتي) عام ١٣٨٤هـ (١٩٦٤م) المختصة بقضايا المرأة والأسرة (وذات الصور الفاضحة)، وكانت أول رئيسة تحرير في الكويت، ولذلك اعتبرت رائدة الصحافة النسائية بها. كما أسَّست «مركز فهد المرزوق لثقافة الطفل»، وأسهمت في تأسيس «جمية الصحافيين الكويتية»، وشاركت ودعمت أعمالًا خيرية بالداخل والخارج، توفيت يوم الجمعة ٣ جمادى والخارج، توفيت يوم الجمعة ٣ جمادى



غنيمة فهد المرزوق أصدرت مجلة (أسرتي) ورأست تحريرها

(۲) القبس ع ۱٤۲۹٤ (۲۰۱۳/۳/۱۷).

غيث بن جمعة بوجمهور القبيسي (۰۰۰ – ۱۳۹۹ه = ۰۰۰ – ۱۹۷۹م) (تكملة معجم المؤلفين)

غيث خير الدين الزركلي (۲۰۰۰ - ۱٤۲٥ = ۲۰۰۰ - ۲۰۰۶م)

المستشار الطبي بجامعة الدول العربية. زوج «أسماء» ابنة أمين الحسيني مفتي فلسطين .

كان يحمل الجنسية السعودية، ويقيم في مصر.

ذكرته لمكانة أبيه، وكان يكنى به. مات يوم الجمعة ٦ جمادى الآخرة، ٢٣ يوليو (تموز).

غیداء درویش (۲۰۱۰ - ۱٤۳٥ = ۲۰۰ - ۲۰۱۳م) (تکملة معجم المؤلفین)

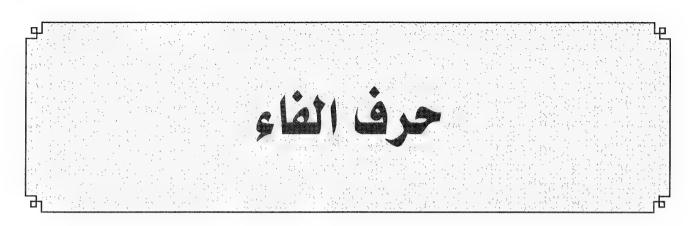

### الفاتح أحمد النور (۱۳٤۲ - ۱۶۲۰ه = ۱۹۲۳ - ۲۰۰۰م) صحفي.



ولد في مدينة الأبيض بالسودان، وأخذ عن مشايخها. قضى مدة تدريب بصحيفة الأهرام عام ١٣٦١هـ، وأخبار اليوم عام ١٣٦٤هـ. كتب أول مقال بجريدة حضارة السودان وعمره (١٥) سنة. أنشأ أول مطبعة على نطاق السودان خارج العاصمة. أصدر العاصمة وهي «كردفان»، ورأس تحريرها، وكتب افتتاحياتها، ومقالات وتعليقات فيها، وأنشأ صالون كردفان الذي احتوى على أكبر مكتبة في غرب السودان. ورأس مجلس بلدية الأبيض.

وله عدة كتب، منها: التجانية والمستقبل، صالون كردفان، كردفان خلف الأخبار والحوادث، قصص وطرائف، شعراء من كردفان.

والمخطوط: تاريخ كردفان السياسي، دور الصحافة الإقليمية في المجتمع، يوميات

رئيس التحرير، شخصيات عرفتها<sup>(۱).</sup>

**الفاتح التيجاني** (۰۰۰ – ۱٤۲٤ه = ۰۰۰ – ۲۰۰۳م) إعلامي.



من السودان. عمل في هيئة الإذاعة والتلفزيون، ووكيلًا لوزارة الإعلام، ومحررًا في صحيفة الاتحاد بأبوظبي، كاتب مقالة يومية في «جريدة الرأي العام» السودانية بعنوان «الجدير بالذكر» قبل رحيله، وذكر أنه تصدَّى لأعقد القضايا. توفي في يوم الأربعاء ١٧ رمضان، ١٢ نوفمبر.

له كتاب: مقالات في السياسة السودانية. ووقفت له على ترجمات لكتب، منها: صراع السلطة والثورة في السودان/ تيم نبلوك (ترجمة مع محمد علي جادين)، أنياب الكرملين: دور السوفيات في حروب

 (۱) معجم المؤلفين السودانيين ۴/٤، ومما كتبه فارس محمد في منتديات الراكوبة العامة بتاريخ ۴/۸/۳۰م، موقع تجمع كردفان للتنمية ۴/۱۱/۰۱۹م ومعلومات إضافية.

العالم الثالث/ بروس بورتر، السودان: الوحدة أم التمزق/ عبدالرحمن عبدالله(٢).

فاتح رسول (۲۰۰۰ - ۲۲۹ ه = ۲۰۰۰ – ۲۰۰۸م) (تکملة معجم المؤلفين)

فاتح بن عبدالقادر المدرِّس (۱۳۴۲ - ۱۴۲۰ه = ۱۹۲۳ - ۱۹۹۹م) من رواد الحداثة الفنية في الفنّ التشكيلي.



ولد في حلب. درس الفنَّ في روما وباريس، وحصل على الدكتوراه في العلوم الفنية. عاد ليصبح أستاذًا للدراسات العليا في كلية الفنون الجميلة بجامعة دمشق، وقد عاش في باريس مدة طويلة. مارس النحت

(۲) البيان ۱۳ نوفمبر ۲۰۰۳م، الشرق الأوسط ع ۹۱۱۷ (۱۹۲۲/۹/۲۰)، الرياض (بالتاريخ السابق)، معجم المؤلفين السودانين ۲/۳.

والتصوير، وكتابة الشعر والقصة، وكان رئيس المجموعة الفنية لقصري الشعب وتشرين، كما شغل منصب نقيب الفنانين التشكيليين، وأقام مجموعة معارض خاصة في أوروبا، ومثَّل سورية في عدة معارض دولية، ونال عددًا من الجوائز العربية والعالمية، وأهديت لوحات له إلى رؤساء. وله مقالات في مجلات سورية وعربية. مات في (١٥) ربيع الأول، الموافق (٢٩) يونيو (حزيران).

الفانون يصنعون وجراً للعالم وجراً للعالم ليسمهل المقرف عليه المسترف عليه المسترف عليه المسترف عليه المسترف ال



فاتح المدرس (خطه ثم توقيعه)

وكُتب فيه:

الفنان فاتح المدرس/ طارق الشريف، 1818.

حجر تحت الرماد: رحلة الحياة والفن/ محمد جمعة حمادة.

له مجموعتان شعريتان: زمن اللاشيء، القمر الشرقي يسطع على شاطئ الغرب (بالاشتراك مع شريف الخزندار).

ومجموعة قصصية بعنوان: عود النعناع(١).

(۱) تراجم أعضاء اتحاد الكتاب ص۱۰۷۳، ا الضاد (۲ كانون الثاني ۲۰۰۰م) س۳۷، موسوعة أعلام سورية ۲۰۰۱۶، الفيصل ع ۲۷۰ (جمادی الأولی ۱٤۲۰هـ) ص ۱۳۵۰، معجم المؤلفین السوریین ص ۷۱۱، الموسوعة الموجزة ۲۹۲/۰ تاسیون (جریدة الحزب الشیوعی) ع الموجزة ۲۰۱۲/۲۰۱۲م) مئة أوائل من حلب ص ۱٤۱٤، الحیاة التشکیلیة ع ۲۷ (۲۰۰۰م) ملف عنه.

فاتح بن عبدالكريم المدرِّس (١٣٤٥ - ١٤١١هـ = ١٩٢٦ - ١٩٩١م) (تكملة معجم المؤلفين)

الفاتح عثمان الجزولي (١٣٧٥ه - ١٤٣١ه = ١٩٥٥ - ٢٠١٠م) (تكملة معجم المؤلفين)

الفاتح علي مختار (۱۳۵۰ - ۱۶۱۵ه = ۱۹۳۱ - ۱۹۹۱م) شاعر وأديب صوفي.



من مدينة أم درمان بالسودان. تخرَّج في مدرسة التجارة الثانوية، وعكف على دراسة الفلسفة بالمراسلة بإحدى مدارس المراسلات بلندن، توظف بوزارة المالية، وكان عضوًا مؤسِّسًا للندوة الأدبية بأم درمان، ونشط في الأندية الأدبية، وكتب في الصحف.

طبع له ديوان: أشواقي.

وكتابه «قصتي مع القلق وخروجي منه» حكى فيه قصة حياته وتقلبه بين المذاهب الدينية والفلسفية حتى انتهى إلى التصوف(٢).

الفاتح قريب الله = محمد الفاتح بن قريب الله

فاتح المدرِّس = فاتح عبدالقادر المدرِّس

(٢) معجم البابطين لشعراء العربية.

فاتح المدرِّس = فاتح عبدالكريم المدرِّس الفاتح النور = الفاتح أحمد النور

فاخر حسين عاقل (١٣٣٨ - ١٩٣١ه = ١٩١٩ - ٢٠١٠م) باحث في علم النفس.



من مواليد قرية كفر تخاريم التابعة لمحافظة إدلب بسورية، اتجه إلى الجامعة الأمريكية ببيروت لينال منها إجازة، والماجستير في التربية، ثم الدكتوراه في علم النفس من جامعة لندن، عين أستاذًا في دار المعلمين، ثم مفتشًا للتربية بدمشق، ثم أستاذ علم النفس في كلية التربية بجامعة دمشق، ورئيس القسم بحا، كما عمل خبيرًا لليونسكو في مصر والأردن والسعودية. وعندما كان في لبنان تتلمذ على قسطنطين زريق، وفي الأردن ساهم في تأسيس الجامعة الأردنية، وقد طلب إحالته على التقاعد منذ عام ١٤٠٣ هـ، وسكن حلب، وعندما ماتت زوجته دخل بيت السعادة للمسنين هناك، و كره الحياة، وأهدى مكتبته (أكثر من ، ، ٥٥ كتاب) إلى المكتبة الوطنية.

وقد توصل بعد مدة طويلة في خدمة علم النفس إلى نظرية عارض فيها فرويد، وهي أن "الحاجة الأولى والكبرى للإنسان ليست كما قال فرويد الحاجة الجنسية، وإنما الحاجة إلى الحبّ، الحاجة إلى الحبة، حاجة إلى إنسان إلى أن يُحِب ويُحُبُّ، وهذا ينسحب على أشكال المحبة وأنواعها: الأب والأم، الأولاد، الوطن". ويقول: هذا الحبّ حين يتخذ الشكل الجنسي التناسلي ينقلب

إلى شيء مضر إذا لم ترافقه الأخلاق، لذلك كان من واجب الأخلاق أن توجه الدافع الجنسى توجيهًا أخلاقيًا.

وله مقالات كثيرة، وخاصة في مجلة «العربي» الكويتية، وتزيد مؤلفاته على (٢٧) كتابًا في التربية وعلم النفس، بالعربية والإنجليزية، وأغلبها درِّست في جامعة دمشق وجامعات عربية أخرى. ومات يوم الأربعاء ١٢ صفر، ٢٧ كانون الثاني (يناير).

ومما طبع له: الإبداع وتربيته، أسس البحث العلمي في العلوم السلوكية، أصول علم النفس وتطبيقاته، طبائع البشر: دراسات نفسية واجتماعية، علم النفس التربوي، معجم العلوم النفسية، مدارس علم النفس، معالم التربية، معجم علم النفس: إنكليزي – فرنسي – عربي، علم النفس العام، التعلم ونظرياته، سلوك الطفل (ترجمة). وله مؤلفات أخرى ذكرت في (تكملة معجم المؤلفين)(۱).

فادي متولي المراكبي (۱۳۷۰ - ۱۹۰۷هـ = ۱۹۰۰ - ۱۹۸۷م) صحفي حقوقي.



من محافظة الجيزة بمصر. حصَّل الدبلوم من شعبة القانون بمعهد إعداد الفنيين

(۱) الشرق الأوسط ع ۱۱۳۸۰ (۱۲/۲۲/۱۳ه)، معجم المؤلفين السوريين ص۳۲۸، أعلام وأدباء من محافظة إدلب ص۷۲.

التجاريين، والإجازة في الفلسفة من كلية الآداب بجامعة عين شمس، والماجستير في موضوع: فكرة الدولة عند هيجل. عمل مدة في المحاكم، ثم بدأ مسيرته الصحفية في نهاية السبعينات الميلادية بقسم الحوادث في جريدة الجمهورية، وارتبط اسمه بتغطية عدد من القضايا الشهيرة، مثل محاكمة قضية الجهاد، واغتيال السادات، وقضايا الفساد. وكان له باب متميز بعنوان: «حكاية جريمة». كما شارك في الصفحة الأدبية بالجريدة نفسها، وأجرى من خلالها عدة حوارات مع كبار المفكريين والأدباء. وكان له نشاط في «اللجنة المصرية لحقوق الإنسان». توفي في اليوم الثاني من جمادي الآخرة، مطلع شهر شباط (فبراير). أعد كتابًا يتضمن عصارة فكره بعنوان: المفسدون في الأرض. ولم ينشر في حياته(٢).

فادية دعيبس (١٣٨٦ - ١٤٣٠ هـ = ١٩٦٦ - ٢٠٠٩م) (تكملة معجم المؤلفين)

فارس بطرس (۱۳۲۲ – ۱۹۱۲ه = ۱۹۰۲ – ۱۹۹۲م) شاعر مهجری.



ولد في قرية «خربا» الواقعة على حدود محافظتي السويداء ودرعا بسورية. التحق بالكلية الاستعدادية الأمريكية في القدس، واضطر إلى الهجرة والاغتراب لكسب

العيش، فسافر إلى البرازيل عام ١٩٢٦، وواجه صعوبات ومشقّات، ولم ينقطع عن مطالعة ما تيسًر له من مجلات، كالهلال والمقتطف والفنون وغيرها، فتكوّن عنده ذخيرة شعرية، وبدأ ينظم الشعر وينشره في الصحف والمجلات المهجرية، وهو من مؤسّسي عصبة الأدب العربي في سان باولو بالبرازيل، وانتخب رئيسًا للعصبة.

توفي في ٤ شوال، ٦ نيسان (أبريل). صدر فيه كتاب بعنوان: الشاعر فارس بطرس: البرازيل/ اختيار نعمان حرب. وله ديوان شعر مطبوع بعنوان: أضواء وأنواء (طبع في برازيليا)(٣).

### فارس الديفي ۱۴۰۱ - ۱۹۸۰ هـ = ۲۰۰۰ – ۱۹۸۰م)

صحفي وأديب مهجري. رئيس تحرير جريدة «برازيل لبنان». توفي في سان باولو بالبرازيل في ١٦ صفر، ٢٣ ديسمبر (كانون الأول)<sup>(١</sup>.

فارس زكي زرزور (۱۳٤٩ - ۱۹۲۳ه = ۱۹۳۰ - ۲۰۰۳م) روائي اشتراكي.



ولد بدمشق. بدأ حياته أجيرًا، ودرَّس في محافظة الجزيرة، تخرج في الكلية العسكرية

 (٣) الثقافة الأسبوعية (أيار) ١٩٩٢م ص٣١، إعداد شقيقي محمد نور، مع إضافات من عنده. وصورته من معجم البابطين.

(٤) عالم الكتب مج ١ ع ٤ (ربيع الآخر ١٤٠١هـ).

ضابطًا، سرِّح من الجيش مع عدد من الضباط بسبب نزعته البسارية وميوله الاشتراكية. ثم تحول إلى الحياة المدنية، كتب القصة منذ عام ١٣٧٠هـ (١٩٥٠م)، عضو في جمعية القصة والرواية باتحاد الكتاب العرب، و نال جائزة الدولة عدة مرات.

صدر فيه كتاب بعنوان: في سيرة فارس زرزور/عادل حسن جبور.

له: معارك الحركة في سورية، مذكرات فارس زرزور (٣ج، خ). وسائر ما يأتي قصص وروايات مطبوعة:

المذنبون، لاهو كما هو، غرفة للعامل وأمه، آن له أن ينصاع، أبانا الذي في الأرض، كل ما يحترق يلتهب، ٤٢ راكبًا ونصف، لن تسقط المدينة، حسن جبل، اللااجتماعيون، الأشقياء والسادة. وأعمال أخرى له ذُكرت في (تكملة معجم المؤلفين)(١).

فارس سريول = محمد فارس بن عبدالباقي

فارس سعد (۱۳۲۱ – ۱۶۰۸ ه = ۱۹۰۸ – ۱۹۸۸م) (تکملة معجم المؤلفين)

فارس سلوم شقیر (۱۳۷۳ – ۱۶۲۹ه = ۱۹۵۳ – ۲۰۰۰م) خبیر جیولوجی آکادیمی.



(۱) أعضاء اتحاد الكتاب ص٥١٨، معجم الروائيين العرب ص٣٢٣، موسوعة الأدباء والشعراء العرب ٢٩/٢) معجم المؤلفين السوريين ص٢٢، الموسوعة الموجزة ٥٠٤/٥، يُمانونك عن أنفسهم ٢٥/٢، شخصيات سورية ص٢٤، الموسوعة العربية (السورية) ٣٣٤/١٠.

ولد في «القريا» بمحافظة السويداء السورية. أوفد للدراسة في ألمانيا ليحصل من جامعتها (فرايبرغ) على الماجستير في الجيولوجيا التطبيقية، والدكتوراه في تخصص "الكشف عن المياه الجوفية بالطرق الجيوفيزيائية". عاد أستاذاً في قسم الجيولوجيا بجامعة دمشق وترأسه، وأسس شعبة للجيوفيزياء التطبيقية فيه. رئيس قسم الفلك بالجامعة. قام بشراء مرصد للجامعة قبل أن يُسرق ويُفكُّك ويضيَّع! رئيس لجنة علوم الأرض في مؤتمر تطوير التعليم العالى، عضو في اللجنة الوطنية لإنشاء شبكة الرصد الزلزالي بسورية، عضو اللجنة الوطنية لتطوير علوم الفضاء، عضو جمعية أصدقاء البيئة، محرر في مجلة الطاقة والتنمية، إضافة إلى نشاطه الجمعية الجيولوجية السورية، وفي اتحاد الفيزيائيين الأمريكيين (agu)، والاتحاد الأوروبي للجيوفيزيائيين التطبيقيين (efpg). من مؤسسى الجمعية الكونية السورية. ونسَّق أعمالاً ومشروعات عديدة. أنشأ وحدة علمية تابعة لجامعة «دمشق»، وبدأ بالكشف عن المياه الجوفية على مساحة القطر، منها دراسة وتحديد ١٦٠ بئراً في البادية. أشرف على عدد من أطروحات الدراسات العليا في قسم الجيولوجيا. توفي يوم ٦ شوال، ٦ تشرين الأول (أكتوبر). أصدر عدداً من النشرات العلمية حول الزلازل وكيفية التخفيف من مخاطرها. أبْحز ١٥ دراسة في مجال الدراسات الهيدروجيولوجية والجيوفيزيائية، و١٦ دراسة في مجال الدراسات الجيوهندسية، و٦ دراسات في الدراسات الجيولوجية والجيوفيزيائية لأغراض حماية البيئة، و٤ دراسات في استكشاف الآثار المطمورة بالطرائق الجيوفيزيائية «اللاتدميرية»، و٣ دراسات مسوح استكشافية متفرقة، وقدم

كما ألف مجموعة من الكتب الجامعية منها: كتابان في الجيوفيزياء التطبيقية، والقياسات الجيوفيزيائية البئرية، طرائق التنقيب الإشعاعية والجيوحرارية، طرائق التنقيب الجاذبية والمغناطيسية، تسجيلات شلومبرغر الجيوفيزيائية البئرية (٢ ح)(٢).

### فارس غلوب (۱۳۵۸ - ۱۹۳۹هـ = ۱۹۳۹ - ۲۰۰۶م) مترجم وباحث مشرقي.



ولد في القدس، هو ابن الجنرال البريطاني (غلوب باشا) الشهير أيام الاحتلال الإنجليزي لبعض الدول العربية. تخرج في جامعة لندن في العلوم العربية والإسلامية، وكانت رسالته في الدكتوراه عن الفقه المالكي في شمال إفريقيا. كان يتحدث اللعربية الفصحي، عمل أستاذًا في دار اللاجئين، وفي شبكة سي بي إس الأمريكية اللاجئين، وفي شبكة سي بي إس الأمريكية الكويت مع وكالة الأنباء هناك. ومات في حادث سير هناك.

من مؤلفاته: الصهيونية على خطى النازية: نحمة داود والصليب المعقوف.

وله بالإنجليزية: القضية الفلسطينية والقانون الدولي.

 (۲) صفحة عنه على الفيس بوك بعنوان: روافد من السيرة الذاتية للراحل الدكتور فارس شقير (۱۱/٦/۹)، وموقع «القريا» على الفيس بوك أيضًا (٤٣٤ ١هـ)، موقع الجمعية الفاكية السورية ٢٠٠٨/١٠/٩م.

نشاطات متعددة في موضوع الزلازل خلال

أكثر من عشرين عاماً.

وله بالإنحليزية والألمانية: الصهيونية هل هي عنصرية؟

ومما ترجمه إلى العربية: نانسي ريغان: السيرة المخطورة/ كتي كلي، أيام بورمية/ جورج أورويل، لون الماء: رواية/ جيمز ماكبرايد(١).

فارس بن محمد رضا الحسُّون (۱۳۸۷ - ۱۹۲۱ه = ۱۹۲۸ - ۲۰۰۰م) فقیه ومحقّق شیعی.



من مواليد النجف. درس المقدمات في حوزتي قم ومشهد، وحضر السطوح في الفقه والأصول على علماء شيعة، وفي البحث الخارجي درس على أحمد المددي وآخرين، لازم عبدالعزيز الطباطبائي، واستفاد من علمه في مجال المخطوطات وتحقيق التراث والرجال، وأجيز، شارك في مؤتمرات، وسافر إلى عدة بلدان لأجل التعرف على المخطوطات في العالم والتواصل مع أهل العلم والفكر، وكان مدير مركز الأبحاث العقائدية، وتبنى مشروع مكتبات «العتبات المقدسة» بالعراق. ومات في حادث.



فارس الحسون (توقيعه)

(١) الوطن (الكويت) ٢٠٠٤/٤/١٢م.

له: إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان للحلي (تحقيق)، تقريب المعارف/ لأبي صلاح تقي بن نجم الحلبي (تحقيق)، التقية/ مرتضى الأنصاري (تحقيق)، الحاشية على كتاب من لا يحضره الفقيه/ محمد حسين العاملي البهائي (تحقيق)، الروض النضير في معنى حديث الغدير، سعد السعود للنفوس/ علي موسى بن جعفر (تحقيق)، المقام الأسنى في تفسير الأسماء الحسني/ للكفعمي (تحقيق)، الملهوف على قتلى الطفوف/ لابن طاووس البغدادي (تحقيق)، الخازر والتعصبات الطائفية في عهد الشيخ المفيد السحوء ومخطوطة ذكرت في (تكملة معجم مطبوعة ومخطوطة ذكرت في (تكملة معجم المؤلفين) (").

فاروجان سلاطيان (١٣٤٥ - ١٤٣٠ه = ١٩٢٧ - ٢٠٠٩م) (تكملة معجم المؤلفين)

ابن الفاروق = محمود علي العمري

فاروق إبراهيم (١٣٦٠ - ١٣٦١ه = ١٩٤١ - ٢٠١١م) مصوّر صحفي.



من مواليد القاهرة، عمل ساعيًا (للخواجه) زخاري كبير مصوري جريدة المصري، ومن المصري انتقل إلى جريدة الجمهورية، وتعرف على (نجوم) الفن، وخاصة عبدالحليم حافظ، الذي ذكر أنه التقط له (٣٠٠٠) صورة! وقد تخرج من كلية الفنون التطبيقية، التي تعلم فيها فنَّ التصوير بأسلوب علمي (٢) منتديات الإحقاقي التقافية ٢٠٠٤م، مع إضافات.

وفني، وفي عام ١٣٨٠هـ (١٩٦٠م) التحق بدار أخبار اليوم، وبقي فيها، وقد صوَّر الرؤساء الثلاثة الذين عاصرهم: عبدالناصر والسادات ومبارك، وكان المصور الشخصي للسادات، ولكن لما نشر له صورًا في بيته وفي حجرة نومه أثاره ذلك وأحدث ذلك ضجة كبيرة في مصر وخارجها. ولذلك كان يلقب بمصوِّر الرؤساء، وبعميد المصوّرين الصحفيين. وقد أحرق آلاف الصور لفنانين قبل وفاته (١)!

فاروق إبراهيم حسيب (۰۰۰ - ۱٤٣٢ه = ۰۰۰ - ۲۰۱۱م) (تكملة معجم المؤلفين)

فاروق إبراهيم محمد (١٣٥٦ - ١٤٣١ ه = ١٩٣٧ - ٢٠١٠م) فنان تشكيلي أكاديمي نخات.



من مواليد مدينة القاهرة، حصل على الماجستير في النحت من كلية الفنون الجميلة، والدكتوراه ودرجة الأستاذية من أكاديمية سان فرناندو بمدريد، ثم كان أستاذًا في الكلية المذكورة بجامعة القاهرة، ورئيس قسم النحت فيها، فعميدًا لها، ثم عمل نقيبًا للفنانين التشكيليين، وأمين قطاع الفنون بالمجلس الأعلى للجامعات، وسارك في معارض جماعية عديدة، محلية ودولية، وفي بعثات ومنح، وكلف بمهام فنية، وكان مقرر لجنة جائزة الدولة التشجيعية،

(٣) اليوم السابع ٣١ مارس (٢٠١١م). وإضافات.

ورئيس لجنة تحكيم مسابقة هيئة المجتمعات العمرانية بوزارة الإسكان، واستعانت بخبرته موسوعات محلية وعالمية، وله أعمال فنية عديدة، منها تمثال الشاعر حافظ إبراهيم في حديقة الحرية بالقاهرة، وتمثال الأديب عباس محمود العقاد في أسوان، وتماثيل ولوحات عديدة غيرها. توفي في ٨ رجب،

عنوان رسالته في الماجستير: التجريد بين التبسيط والمطلق في النحت(١).

فاروق أحمد خان ليغاري (١٣٥٩ - ١٤٣١هـ = ١٩٤٠ - ٢٠١٠م) رئيس باكستان.



كان من الأعضاء المؤسّسين لحزب الشعب، وتولى الرئاسة بين ١٤١٤ – ١٤١٨هـ (نوفمبر ١٩٩٧ – ١٤١٨هـ الرئيس الثامن لباكستان منذ استقلالها عن بريطانيا. وقد أقال ليغاري في سنة ١٩٩٦ محكومة بي نظير بوتو بتهم تتعلق بقضايا الفساد، ولم يتمكن من إتمام ولايته الرئاسية خلافات مع نواز شريف الذي أصبح رئيسًا للوزراء آنذاك. توفي يوم الأربعاء ١٣ دي القعدة، ٢٠ أكتوبر (٢٠).

(١) قطاع الفنون التشكيلية في موقع وزارة الثقافة المصرية
 (بعد وفاته).

(٢) الثورة (اليمن) ٢١/١٠/١٠/م.

**فاروق أوهان** (۱۳۲۳ – ۱۶۳۴ هـ – ۱۹۶۳ – ۲۰۱۳م) کاتب مسرحی.



من مواليد الموصل. حاز شهادة الدكتوراه في علم اجتماع المسرح من أكاديمية العلوم الجرية في بودابست. من مؤسّسي المسرح العسكري وإذاعة القوات المسلحة العراقية، مؤسّس التلفزيون التربوي، كاتب سيناريو، ومخرج، ومبرمج، مشرف فني في وزارة التربية السعودية، مدير إدارة المسرحية العالمية للمسرح الإعلام في الإمارات، عضو الهيئة العالمية للمسرح المعاصر، رئيس جماعة الماسرح والتراث العربية بالقاهرة، عضو الهيئة التأسيسية لمركز ستانسلافسكي العالمي العالمي العراقي، وفي يوم الخيس ٨ ذي القعدة، ١٢ أيلول سبتمبر).

تآليفه: آفاق تطويع التراث العربي للمسرح: دراسة في البحث عن هوية المسرح العربي، دراما زهور الفردوس: ثلاث سرديات ملحمية، درامية السير الدينية: دراسة مقارنة بين الجمعة الحزينة والتعازي الحسينية، رماد الذكريات: سلام على ما تبقى: مسرحية بأسلوب خيال الظل والتشخيص، سيدة المتبادل، عبور العذارى: دراما غنائية في المتبادل، عبور العذارى: دراما غنائية في ثلاث لحمات برولوغ واكسودوس، مساخر ملهى كروان البغدادي: مسرحية بأسلوب المساحر

الفواصل الساخرة في فواصل مسرحية وقصة، هبوط وصعود أنكيدو: ملحمة مسرحية ودراسة، نخيل بلا كؤوس (مسرحيتان)، هو الذي جاء إلى عالم فوهان، الاتجاهات المعاصرة في المسرح العربي: سعد الله ونوس أنموذجًا (دكتوراه)(٣).

### فاروق التهامي عرابي (۲۰۰۰ - ۱٤۲٦ه = ۲۰۰۰ - ۲۰۰۰م) (تكملة معجم المؤلفين)

**فاروق الخطيب** (۱۳۵٦ - ۱**۶۲۰ه = ۱۹۳۷ - ۱۹۹۹**م) مطّاط.



من حلب. جده محمد على الخطيب لقب بخطّاط الشرق، حيث تزين لوحاته المساجد في إستانبول ودمشق وقصر العظم، وأتقن المترجم له خطً الثلث خاصة، وأقام معارض عديدة في حلب ودمشق وموسكو وطرابلس الغرب وكوريا الشمالية(أ).



فاروق الخطيب (خطه)

- (٣) موقع البيت الآرامي العراقي ١٤ أيلول ٢٠١٣م
   وإضافات ببليوجرافية.
- (٤) مقة أوائل من حلب ص٨٤٩. وصورته من موقع جواهر حلب.

فاروق خورشید = فاروق محمد سعید خورشید

فاروق بن داود بن يوسف = يوسف حبي الفاروق الرحَّالي = الرحَّالي الفاروق

الفاروق زكي يونس (۱۰۰۰ - ۱۹۳۱هـ = ۲۰۰۰ - ۲۰۱۰م) (تكملة معجم المؤلفين)

فاروق سعد = محمد فاروق بن عبدالعزيز سعد

فاروق سعید (۱۰۰۰ – ۱٤۲۷ه = ۲۰۰۰ – ۲۰۰۱م) (تکملة معجم المؤلفین)

فاروق عبدالبرّ (۱۰۰۰ - ۱٤۲۷ه = ۲۰۰۰ - ۲۰۰۹م) (تكملة معجم المؤلفين)

فاروق عبدالجواد شویقة (۲۰۱۰ - ۱۲۳۶ه = ۲۰۰۰ – ۲۰۱۳م) عالم اجتماع.



من مصر. نال شهادة الماجستير من قسم الشريعة بكلية دار العلوم في جامعة القاهرة عام ١٣٨٠ه، والدكتوراه من معهد البحوث والدراسات الإفريقية التابع لجامعة القاهرة، ثم كان أستاذًا في المعهد نفسه. وكتب في موضوعات علم الإنسان وسلالته. دُفن يوم الأربعاء ٢٢ رمضان،

آخر شهر يوليه.

رسالته في الماجستير: الإسلام في إفريقيا. وفي الدكتوراه: النوبة المصرية: دراسة تفاعل الإنسان والبيئة (طبعت).

كما طبع له من الكتب: مقدمة في الأنثروبولوجيا الطبيعية والسلالات البشرية، الموسوعة الإفريقية، مدخل إلى الأنثروبومتريا، الجغرافيا الأنثروبولوجية، دراسة في إيكولوجية القرية المصرية.

فاروق عبدالقادر (۱۳۵۷ - ۱۶۳۱ ه = ۱۹۳۸ - ۲۰۱۰م) کاتب وناقد أدبي.

إخراج (٣٩٠) حلقة من مسلسل (افتح

يا سمسم)، و(سلامتك) اللتين أذيعتا من

تلفزيون الكويت. ونال جوائز. كما مارس

الرسم والنحت والموسيقي، وتوفي يوم

الاثنين الأول من شهر ربيع الآخر، ١١

شباط (فيراير)<sup>(۱)</sup>.



من مواليد بغداد. نال دبلومًا عاليًا في الإخراج السينمائي من المعهد العالي للسينما بالقاهرة، ثم عمل مخرجًا سينمائيًا وتلفزيونيًا، ومخططًا لإنتاج البرامج السينمائية والتلفزيونية، ومستشارًا فنيًا ودراميًا، في أكثر من (١٠) بلدان عربية، أهمها العراق والكويت، وكان مراجعًا عامًا للإنتاج في مؤسسة إنتاج البرامج المشترك في دول الخليج العربي، كما عمل مخرجًا في أمريكا ودول أوربية، واكتسب خبرة في التدريب وقيادة كوادر العمل الفني، وأخرج نحو (١٠٠٠) عمل سينمائي وتلفزيوني ومسرحي، بينها برامج أطفال، وبرامج توجيهية لمنظمات عالمية، ومنها



دراسة علم النفس بكلية الآداب في جامعة عين شمس، وعمل بعدها سكرتير تحرير في عين شمس، وعمل بعدها سكرتير تحرير في والفنون بمجلة المسيح، فمسؤولًا عن ملحق الآداب «الأهرام». كما عمل مدة في صحيفة «الندوة» الحجازية، وكتب فيها مقالات عن الاتجاهات الجديدة في الفلسفة، وعرَّف أدب عبدالرحمن منيف وسعدا الله ونوس من خارج مصر، وكان يتابع الحركة الأدبية في العالم العربي، في مقابل كثرة ما يكتب عن الحركة الأدبية في مصر خاصة من قبل الأدباء المصريين، وذلك على مدى أربعين عامًا، مع كتابته عن أعمال أدبية مصرية، النهار مع كتابته عن أعمال أدبية مصرية، النهار موقع دائرة السينما والمسح ١٩/١١/١٠٢م، النهار

وعن رفاقه، مثل محمد البساطي، وبهاء طاهر، ونجيب محفوظ، ويوسف إدريس. وكرَّس حياته كلها للقراءة، والكتابة، والترجمة، ولم يكن معينًا في مؤسَّسة صحفية، ولم ينشر كتبه في هيئات وزارة الثقافة. وكان له لقاء أسبوعي مع الكتّاب والمثقفين كلَّ يوم أحد في مقهى سوق الحميدية. ولم يتزوج. مات بعد يوم من فوزه بجائزة التفوق في الآداب، ولم يعلم بأمرها، فقد كان في غيبوبة، وكانت وفاته يوم الثلاثاء

له ما يقارب (٢٥) عملًا بين تأليف وترجمة.

ومن مؤلفاته: ازدهار وسقوط المسرح المصري، أوراق من الرماد والجمر: متابعات مصرية وعربية ١٩٨٥ – ١٩٨٧م، رؤى الواقع وهموم الثورة المحاصرة: دراسات في المسرح المعاصر، مساحات للضوء مساحات للظلال: أعمال في النقد المسرحي ٦٧ – ١٩٧٧م، من أوراق الرفض والقبول: وجوه وأعمال، من أوراق نهاية القرن: غروب شمس الحلم، المسرح المصري: تحريب وتخريب، نفق معتم ومصابيح قليلة، في الرواية العربية المعاصرة.

ومن ترجماته: نهاية اليوتوبيا: السياسة والثقافة في زمن اللامبالاة/ راسل جاكوبي، وليم أدوارد دوبوا: دراسة في قيادة جماعة الأقلية/ ردفيك، يور إس: نحن والولايات المتحدة: المسرحية../ بيتر بروك. ومؤلفات وترجمات أخرى له ذكرت في (تكملة معجم المؤلفين)(١).

### فاروق عبدالوهاب مصطفی (۰۰۰ – ۱۴۳۶ه = ۰۰۰ – ۲۰۱۳م)

مترجم

(۱) القبس ع ۱۳۳۱٦ (۲۶ يونيو ۲۰۱۰م)، الاتحاد (۲۰ يونيو را ۲۰۱۰م)، آرام ع ۱۲۹۵ (۲۰ يونيو ۲۰۱۰م).



من مصر. أحرز شهادة الماجستير من كلية الآداب بجامعة القاهرة، والدكتوراه من جامعة مينيسوتا الأمريكية، عمل أستاذًا للأدب بمركز دراسات الشرق الأوسط في جامعة شيكاغو، مع كرسي أستاذية ابن رشد بالجامعة، وكتب مقالات في فنّ المسرح، وترجم كتابات أدبية إلى اللغة الإنجليزية، لميخائيل نعيمة ويوسف إدريس، وفاز بجائزة (بانيبال) التي تمنح سنويًا لأفضل مترجم إلى الإنجليزية، وبقي في أمريكا (١٤) عامًا. وتوفي بشيكاغو في شهر أبريل.

ترجم إلى الإنجليزية أدبيات مصرية عديدة، مثل: البلدة الأخرى، كائن مؤجّل، طيور العنبر، لا أحد ينام في الإسكندرية، وكالة عطية، وغيرها.

ورسالته في الماجستير (ناقشها عام ١٣٨٩هـ = ١٩٦٩م): النظرية النقدية عند د. هـ. لورانس $^{(7)}$ .

فاروق بن علي المصري (١٣٦٥ - ١٤١١هـ = ١٩٤٥ - ١٩٩٠م) (تكملة معجم المؤلفين)

فاروق عمر الحريري (۱۳۵۰ - ۱۹۲۱ه؟ = ۱۹۳۱ - ۱۹۹۷م) ضابط عسكري، كاتب ومترجم في الشؤون العسكرية.

(۲) اليوم السابع ۲۰۱۳/٤/۱۲ م وإضافات. وصورته من موقع tirnscholars



ولد في «المناذرة» بمحافظة النجف. تخرج في الكلية العسكرية، وارتقى إلى رتبة فريق ركن بالقوات المسلحة. عميد كلية القيادة. حصل على وسام الرافدين.

له كتب مطبوعة، وأكثر من (٤٠) كتابًا مترجًا عن الألمانية، وكلها في الشؤون العسكرية، منها: مذكرات فرانز فون بابن (ترجمة)، الحرب العالمية الأولى: الحملة على مصر والحملة على القفقاس والحملة على السطبول، الحرب العالمية الأولى: دراسة عسكرية، العراق موطن الحصان العربي الأصيل، رجال ومراكز قوى في بلاد الشرق/ فرينز غروبا (ترجمة)، الحرب العالمية الثانية، العمق السوقي، التعبئة للجندي الثانية، المعمق السوقي، التعبئة للجندي (ترجمة)، المعجم العسكري: ألماني -عربي ضائعة/ أديش مانتشايف (ترجمة، ٢مج)، الحرب الفلسطينية السادسة: أم المعارك (٢٠٠)،

### فاروق فكري عبدالله (۰۰۰ - ۱٤۲۳ه؟ = ۰۰۰ - ۲۰۰۲م) (تكملة معجم المؤلفين)

فاروق القيسى = فاروق عبدالرزاق القيسي

فاروق كدودة (۲۰۰۰ - ۲۲۸ ه = ۲۰۰۰ - ۲۰۰۷م) (تكملة معجم المؤلفين)

(٣) موسوعة أعلام العراق ١٧٢/٢، معجم المؤلفين
 والكتاب العراقيين ١٩١٦٠٠

### فاروق محمد سعید خورشید (۱۳٤۷ - ۱٤۲٥ = ۱۹۲۸ - ۲۰۰۵م) أدیب روائی، کاتب وناقد شعبی.



ولد في القاهرة. حصل على إجازة في الآداب من جامعة القاهرة، مذيع، مخرج إذاعي، أول مدير لإذاعة الشرق الأوسط، وإذاعة الشعب. أنشأ الجمعية الأدبية المصرية سنة ١٣٧٤هـ، مقرر لجنة الفنون الشعبية بالجحلس الأعلى للفنون والآداب، تأثر كثيرًا بأمين الخولي وصار عضوًا في جماعته «جماعة الأمناء» وهو أحد المدافعين الكبار عن طه حسين، واشترك معه في تأسيس محلة الأدب، وظلَّ تأثيره عليه حتى آخر حياته. ومن رفاق دربه صلاح عبدالصبور وأحمد كمال زكى، ساهم في تحرير عدة محلات، منها الثقافة، والشهر الأدبية، اهتمَّ بالأدب الشعبي مبكرًا، حيث كانت والدته تحفظ السير الشعبية العربية عن ظهر قلب وتلقيها على مسامعه، فكتب في ذلك دراسات عديدة، وحصل على جائزة الدولة في القصة الروائية عن سيف بن ذي يزن، رئيس اتحاد كتاب مصر. مات صباح عيد الأضحى، ٢١ كانون الثاني (يناير). كتب عدة روايات إذاعية، منها: على الزيبق في ٣٠ حلقة، وحياة قلب في ٢٦ حلقة، والسندباد ٢٦ حلقة، وأحاديث وسهرات وبرامج خاصة متعددة.

وله أكثر من (٥٠) كتابًا، منها: قصص: القرصان والتنين، السير الشعبية.

روايات ومسرحيات: ملاحم شعبية من

تراث سيف بن ذي يزن، أضواء على السير الشعبية، الملاحم الشعبية: على الزيبق، أيوب، المثلث الدالي، خمسة وسادسهم، حفنة من رجال، الزهراء في مكة، الزمن الميت، وعلى الأرض السلام، رحلة في بلاد سندباد، ملاحم على الزيبق.

دراسات: محمد صلى الله عليه وسلم في الأدب المعاصر في الرواية العربية: عصر التجميع، فن كتابة السيرة الشعبية. وغيرها المذكورة في (تكملة معجم

وغيرها المذكورة في (تكملة معجم المؤلفين)(١).

### فاروق محمد العادلي (۰۰۰ – ۲۰۲۵ه = ۰۰۰ – ۲۰۰۶م)

باحث في علوم الاجتماع.

من مصر حصل على الدكتوراه من قسم الاجتماع بكلية الآداب في جامعة القاهرة عام ١٣٨٩ه، ثم كان أستاذ الاجتماع والأنثروبولوجيا في الكلية نفسها، وفي جامعة قطر. ومات في شهر محرم.

جامعة قطر. ومات في شهر حرم. من مؤلفاته المطبوعة: المدخل إلى علم الاجتماع، علم الاجتماع، علم الاجتماع العام، الأنثروبولوجيا الاقتصادية: قضايا نظرية ونماذج واقعية، الأنثروبولوجيا: مدخل اجتماعي وثقافي (مع سعد جمعة)، دراسات في التنمية الاجتماعية (مع عبدالهادي الجوهري وأحمد رأفت عبدالجواد)، حركة الاجتماعية في مدينة الخرطوم وأثرها في الحياة الاجتماعية للعمال (ماجستير)، المجتمعات الحلية في النوبة الجديدة: دراسة أنثروبولوجية اجتماعية عن آثار الهجرة والتوطين مع إشارة خاصة إلى التوطين العائلي في قرية إسارة خاصة إلى التوطين العائلي في قرية سيالا (دكتوراه).

(۱) أعلام الأدب العربي المعاصر ٥٧٥/١، موسوعة أعلام مصر ص٣٥٨، الأهرام ع ٤٣١٤٥ (١١/١٠/١١) هـ)، وع ١٤٢٥٤ هـ)، وع ٣١٥٥ هـ)، وع ١٤٢٥/١٢/١٩) المارة (١٢/١/١٢) هـ)، وتالي تاليه، الموسوعة الكبرى لمشاهير الكرد ١٢٧/٥.

# فاروق محمود عبدالمعطي ( ۰۰۰ - ۲۰۰۲ ه = ۰۰۰ - ۲۰۰۲م) مؤلِّف، مهتمٌّ بالتراجم.

من سملوط بمحافظة المنيا، أستاذ بقسم اللغة الإنجليزية في كلية الآداب بجامعة المنصورة. له كتابات كثيرة عرَّف من خلالها مجموعة من أعلام التراث الإسلامي بإسهاب، وكلها صدرت عن دار الكتب العلمية ببيروت. مات في أواسط شهر

شعبان، أوائل أيلول (سبتمبر).

من كتبه التي وقفت على عناوينها: الإمام الشافعي محمد بن إدريس القرشي المطلبي، جلال الدين السيوطي إمام الخددين والمحتهدين في عصره، ابن حزم الظاهري علي بن أحمد بن سعيد، العز بن عبدالسلام سلطان العلماء، شعبة بن الحجاج الأزدي سيد المحدّثين، فيثاغورس فيلسوف علم الرياضيات، نجيب محفوظ بين الرواية والأدب الروائي، نصوص ومصطلحات فلسفية، يحبى حقى الأديب صاحب القنديل، يوسف إدريس بين صاحب القصيرة والإبداع الأدبي، محيي الدين بن عربي: حياته ومذهبه – زهده، الدين بن عربي: حياته ومذهبه – زهده، وكتب أخرى أوردتها له في (تكملة معجم المؤلفين).



فاروق منیب (۱۳۴۷ - ۱۹۲۵ هـ = ۱۹۲۸ - ۱۹۸۳م) قاصّ، ناقد أدبی.

من مصر. حاصل على إجازة في الآداب من جامعة القاهرة، بدأ حياته الصحفية مشرفًا على الصفحة الأدبية في جريدة «المساء»، ثم انتقل إلى «الجمهورية». وهو مؤلف روايات ومجموعات قصصية عدة، وأسلوبه الواقعي يعكس صورة الحياة في الريف المصري، وقد حصل على جائزة الدولة التشجيعية في القصة القصيرة، توفي بعد مرض دام أكثر من ١٢ عامًا.

من آثاره: دراسات أدبية معاصرة، آدم الصغير (قصص)، الديك الأحمر، زائر الصباح، أحزان الربيع، المطرود، الجرح والوردة (۱).



فاروق وجدي إبراهيم (١٣٥٥ - ١٤٣٣هـ = ١٩٣٦ - ٢٠١٢م) فنان تشكيلي.



(۱) الأسبوع العربي ع ۱۲۲۲ - ۱۹۸۳/۱۲/۱۹م، مائة شخصية مصرية وشخصية ص۱۹۰ - ۱۹۲۰ أعلام مصر في القرن العشرين ص۲۰۹، وموقع سور الأزبكية (٤٣١).

من مواليد كفر الشيخ بمصر. نال إجازة من قسم الزحرفة بكلية الفنون التطبيقية، درّس الفنَّ ووجَّه في التعليم الثانوي، كما عمل مدة في تصميم الإعلانات والديكور في الصحافة، ثم تفرَّغ لعمله الفني، أقام معارض خاصة وجماعية محلية وأخرى دولية عديدة، ونال شهادة تقدير من الأمم حكومية وأهلية نماذج رسمية له، ومقتنيات خاصة لدى أفراد في دول مختلفة. رسم خاصة لدى أفراد في دول مختلفة. رسم وكان أول فنان تشكيلي يقوم بمذا العمل، وكان أول فنان تشكيلي يقوم بمذا العمل، كما أقام معرضًا متميزًا فيها تصوير لمشاهد لذي القعدة، ٢٦ سبتمبر.

ألف مجموعة كتب عن تاريخ الزخرفة وتصميم الخزف، هي سبعة كتب مدرسية، بينها كتاب كبير عن تاريخ الزخرفة(٢).

فاروق يوسف حبي (١٣٥٧ - ١٤٢١هـ = ١٩٣٨ - ٢٠٠٠م) قسّ كلداني، باحث لغوي.



من مدينة الموصل. تعلم في مدرسة شمعون الصفا، ورسم قسًا، ثم تابع دراساته العليا فحاز على الدكتوراه في القانون الكنسي من جامعة الأتران بروما، وعاد إلى الموصل ليحدم في الكنيسة الكلدانية، وأتقن عدة لغات، ودرَّس الفرنسية في جامعة الموصل،

(٢) قطاع الغنون التشكيلية بموقع وزارة الثقافة المصرية
 (٣١٤٢هـ)، شبكة محيط ٢٠١٢/٩/١٧م.

وأسَّس بحلة (ما بين النهرين) سنة ١٣٩٣هـ وفي (١٩٧٣م) وكتب فيها مقالات كثيرة، وفي بغداد سعى في تأسيس كلية بابل الإلهية للدراسات التاريخية والدينية والفلسفية، وصار أول عميد لها، وكان نائب بطريرك الكلدان للشؤون الثقافية، وعضوًا فاعلًا في المحمع العلمي العراقي، ومسؤول لجنة النشر الدولية للنصوص القانونية الشرقية. وتوفي في حادث طريق.

ومن كتبه: كنيسة المشرق، تواريخ سريانية، تاريخ إيليا برشينايا، فهرس المؤلفين، قطوف من مهرجان حنين، الدلائل لحسن بن مهلول (تحقيق)، رحلة أولفييه إلى العراق (ترجمة)، الإنسان في ملحمة وادي الرافدين، ملحمة الثمانين (شعر)(٣).

فاضل أحمد الطائي (۱۳٤١ - ۱۹۲۳ه = ۱۹۲۲ - ۱۹۸۳م) باحث كيميائي.



ولد في بغداد. واصل دراسته في أمريكا فتخرج في جامعة تكساس. عين في مراكز، منها عميد كلية العلوم، رئيس معلس البحث العلمي. عضو في المجمع العلمي. مثّل العراق في مؤتمرات علمية في فينّا وطوكيو وأمريكا. وكان عضوًا في جمعية الكتاب والمؤلفين، ورئيسًا للجمعية الكيماوية، وشارك في عضوية أكثر من

 (٣) موسوعة أعلام الموصل. وصورته من معجم البابطين لشعراء العربية.

جمعية عالمية للكيمياء.

من آثاره المطبوعة: أعلام العرب في الكيمياء، ثلاثة كتب في الأشياء والطبيعة، خواطر أدبية، صلاح اللغة العربية لدراسة العلوم الجامعية والبحث العلمي، الكيمياء مقاومة المواد وهندسة إسالة الماء وعمال الغزل والنسيج (بالمشاركة)، مع الرازي في كيميائه، نشاط العرب العلمي في مائة سنة (بالمشاركة)، نبذة عن جابر بن حيان، الوجيز في الصيدلة والكيمياء عند العرب (۱).

فاضل أمين اليدميشي = محمد الأمين بن محمد فاضل

فاضل الأنصاري (۱۳۵۹ - ۱۲۲۶ه = ۱۹۶۰ - ۲۰۰۳م) باحث جغرافي في السكان، حزبي قيادي.



ولد في النجف. حصل على الدكتوراه في العلوم تخصُّص سكان من معهد الاستشراق بموسكو. درَّس في ثانويات العراق، وفي جامعة دمشق بقسم الجغرافيا منذ سنة ١٣٨٨ه (١٩٦٨م). مدير إدارة معهد الإعداد الحزبي لحزب البعث، عضو القيادة القومية في الحزب، رئيس مكتب الطلبة القومي، مدير مكتب الدعاية والنشر والإعلام في القيادة المذكورة، رئيس مكتب شؤون العراق (في دمشق)، مدير ورئيس

 (۱) معجم المؤلفين والكُتّاب العراقيين ٧٥/٦، أعلام المجمع العلمي العراقي ص٦٢، موسوعة أعلام العراق ١٧٤/٢، معجم المؤلفين العراقيين ٤٧٣/٢.

جريدة البعث.

من مؤلفاته: سكان العراق، أبحاث في المغرافية الإنسانية، المغرافية الاجتماعية، مشكلة السكان: نموج القطر العراقي، جغرافية السكان، قصة الاستبداد، قصة الطوائف: الإسلام بين المذهبية والطائفية (٢)

فاضل جاسم الجبوري (۱۳۵۱ - ۱۹۳۲ هـ = ۱۹۳۲ - ۲۰۱۱م) کیمیائی.



من بغداد. أستاذ الكيمياء التحليلية بجامعة بغداد. تدرَّب عليه عشرات الطلبة الذين صاروا علماء في تخصُّصهم. توفي في الأول من شهر رجب، ٢ يونيو (حزيران). نشر مئات البحوث في مجلات عالمية.

وألف كتبًا غدت مراجع علمية للدراسات الأولية والعليا، منها: التحاليل الحرارية، التحليل الكيميائي الأول، التحليل الكيميائي كا فيه الاختصاص الذري(؟).

فاضل الجمالي = محمد فاضل الجمالي

فاضل جواد الرادود (۱۳۲۰ - ۱۶۰۳ه = ۱۹۰۲ - ۱۹۸۳م) (تکملة معجم المؤلفين)

(٢) أعضاء اتحاد الكُتاب ص٩٩، دراسات الخليج والجزيرة (ربيع الأول ٩٩٦٥هـ) ص١٣٢.

(٣) موقع كلية العلوم بجامعة بغداد ٦ ١١/٩/١ ، ٢م، معجم المؤلفين والكتاب العراقيين ٦٦/٦، موسوعة أعلام العراق

فاضل حبيب الله بن فقير الله رشيدي ( ۱۳۳۳ - ۱۹۸۵ م ) داعية، مربّ.

من الهند. التحق بالجامعة الإسلامية دار العلوم ديوبند لإكمال دراساته العليا، وتتلمذ فيها على شيوخ أجلاء، أمثال الجاهد حسين أحمد المدني، وأصغر حسين الديوبندي، والمفتي الأكبر محمد شفيع الديوبندي، وتقلُّب في أعمال دينية شتى، من الخطابة والإمامة والصحافة والتدريس، حتى استقر به المقام في ساهيوال من أعمال لاهور (باكستان). وكان صاحب امتياز بحلة «الرشيد» الأردية الشهرية، الصادرة عن «الجامعة الرشيدية» بمدينة «ساهيوال»، ومدير الجامعة الرشيدية نفسها. اعتقلته الحكومة الباكستانية أربع مرات وزجَّت به في السجن بسبب التحركات الإصلاحية والدعوية التي قام بما، والحركة التي قادها ضدَّ القاديانية، وفي الدفاع عن حتم النبوَّة، وشغل منصب إمارة جمعية علماء الاسلام مدة طويلة، وتخرج عليه مئات من العلماء. توفي ليلة السبت ٢٢ ذي الحجة، ٧ ديسمبر (١)٠

# فاضل حسن الكعبي (٠٠٠ - ١٤٣٣هـ = ٠٠٠ - ٢٠١٢م)

مهندس أديب، بطل رياضي.

من مواليد بغداد. تخصّص في الهندسة العمرانية. أتقن ثلاث لغات بينها البولندية، حقّق بطولات متقدّمة في كرة اليد وتنس الطاولة ورمي الجلة، ودرّب منتخب البصرة سنتين. عمل رئيسًا للمهندسين، ونقَّذ مشاريع عمرانية ومشاريع ري، وجمع مكتبة ضمَّت (٠٠٠٠) كتاب في فنون شتى، ولكن باعها لظروف. عضو اتحاد الكتاب. له (١٨) مؤلفًا، منها: مذكرات عاشق له (١٨) مؤلفًا، منها: مذكرات عاشق أبو أسامة نور.

مترهّل، وكتاب في الصبّ الكونكريتي والخرسانة (١).

فاضل حسین (۱۳۳۱ - ۱۹۰۹ه = ۱۹۱۲ - ۱۹۸۹م) باحث مؤرخ.



ولد في مدينة بعقوبة بالعراق. حصل على الدكتوراه في التاريخ المعاصر من جامعة أنديانا بأمريكا. مارس التدريس في جامعة بغداد، وعمل رئيسًا لجامعة الحكمة، وأستاذًا في جامعة الملك سعود بالرياض، وألقى محاضرات في القاهرة، وتعرّف على أصحاب التوجهات التحررية والاشتراكية. كتب عددًا من البحوث ونشرها في المحلات والصحف، واهتمَّ بتدوين تاريخ الحزب الوطني الديمقراطي المؤسّس في العراق سنة ١٣٦٦ه (١٩٤٦م).

وله كتب عديدة، منها: تاريخ الحزب الوطني الديمقراطي ١٩٤٦ - ١٩٥٨، تاريخ فلسطين السياسي تحت الإدارة الريطانية (ترجمة)، سقوط النظام الملكي في العراق، الفكر السياسي في العراق المعاصر ١٩١٥ - ١٩٥٨، كومونة باريس: فصل من تاريخ الاشتراكية، محاضرات عن مؤتمر لوزان وآثاره في البلاد العربية، مشكلة شطّ العرب، مشكلة الموصل: دراسة في الدبلوماسية العراقية - الإنجليزية - التركية وفي الرأي العام، التاريخ الأوربي الحديث وفي الرأي العام، التاريخ الأوربي الحديث العهد الدستوري العثماني الأول.

(۱) مما كتبه عادل علي عبيد في (الحوار المتمدن) ع ٣٦٢٩

(٢) موسوعة أعلام العراق ١٧٣/٢، معجم المؤلفين العراقيين

فاضل بن الحسين اللنكراني (١٣١٣ - ١٤٠٢هـ = ١٨٩٥ - ١٩٨٢) (تكملة معجم المؤلفين)

فاضل بن خالد ضياء الدين (١٣٥٤ - ١٤٠٥ هـ ١٩٢٦ - ١٩٨٤م) (تكملة معجم المؤلفين)

فاضل رسول = محمد رسول فاضل

فاضل سعيد عقل (١٣٣٤ - ١٤٢٠هـ = ١٩١٥ - ١٩٩٩م) من رواد الصحافة اللبنانية.



ولد في الدامور بين صيدا وبيروت. خريج جامعة القديس يوسف ببيروت. احترف الصحافة عام ١٣٥٥هـ (١٩٣٦م). أصدر عددًا من الدوريات، منها: «الشعلة» و «العقل» و «العاصمة». و «العقل» و «النيويوركية». وهو منشئ و «المدى»، و «النيويوركية». وهو منشئ الإذاعة والتلفاز، فكانت له مئات الحلقات الإذاعية والتلفزيونية. سُجن عدة مرات الإذاعية والتلفزيونية. سُجن عدة مرات دفاعًا عن رأيه، وساهم في تأسيس نقابة عرري الصحافة اللبنانية، وجمعية أهل القلم، تولًى منصب نائب نقيب الصحافة، وحاز عددًا من الأوسمة. مات في (٩) تشرين الثاني (نوفمبر).

وصدر فيه كتاب: فاضل سعيد عقل ابن الشهيد/ كلورا فاضل عقل.

٢٩٢٧)، معجم المؤلفين والكُتَّاب العراقيين ٢٦/٦، مدونة الدكتور إبراهيم العلاف ٢ مارس ٢٠١٠م.

ومن مؤلفاته المطبوعة: المعلم، التلميذ، فؤاد حداد، لزمن الحرب، إلى ابنتي كلورا، إلى حفيدي إيلي، الفداء والشهيد سعيد عقل، الفولكلور اللبناني، وجوه المغتربين، ومضات من التاريخ اللبناني، الكويت الحديث، مع المرأة، جنون التمرد، في قلب المأساة، جميلة بوحيرد (ترجمة).

وله (٤٠) كتابًا مخطوطًا، منها: تاريخ الزجل، ديوان شحرور الوادي<sup>(٣)</sup>.

فاضل السيد مهدي الناصري (۱۳٤٧ - ۱۶۲۰ه = ۱۹۲۸ – ۱۹۹۹م) (تكملة معجم المؤلفين)

فاضل الشرقاوي = محمد فاضل بن عبدالله الشرقاوي

فاضل طلال القريشي (۰۰۰ - ۱٤۳۲ه = ۰۰۰ - ۲۰۱۱م) (تكملة معجم المؤلفين)

فاضل الفراتي (۲۰۰۰ - ۱٤۳۱ه = ۲۰۰۰ - ۲۰۱۰م) (تكملة معجم المؤلفين)

فاضل کوجك (۱۳۲٤ - ۱۶۰۶ه = ۱۹۰۱ - ۱۹۸۶م) زعيم سياسي.

ولد في نيقوسيا. درس الطبّ في جامعة لوزان. عاد إلى قبرص وانشغل بالعمل السياسي حتى طغى على مهنته، التي ما لبث أن تركها. انتُخب عام ١٣٦٣هـ (١٩٤٣م) عضوًا في مجلس بلدية نيقوسيا، وأصدر صحيفة تركية في قبرص باسم (صوت الشعب)، ورأس تحريرها. أسَّس الحزب الوطني القبرصي التركي، في عام ١٣٦٥هـ (١٩٤٥م). مثَّل الطائفة التركية

(۳) الغيصل ع ۲۸۰ (شوال ۱۶۲۰هـ) ص۱۳۳۰ دليل الإعلام والأعلام ص۱۲۷، قرى ومدن لبنان ۲۲/۲۰

في توقيع اتفاقيتي زيورخ ولندن، اللتين نصتا على إنشاء دولة مستقلة ينتمي رئيسها إلى الجالية التركية، الجالية التركية، انتُخب نائبًا للرئيس القبرصي مكاريوس بعد الاستقلال، عام ١٩٨٠ه (١٩٦٠م). وأُعيد انتخابه عام ١٩٦٠م. ترأس الإدارة القبرصية التركية المؤقتة منذ عام ١٣٨٧هـ (١٩٦٧م)، حتى تولاها رؤوف دنكتاش. عام ١٣٩٥هـ (١٩٧٥م)، حين أعلن دولة قبرص التركية الاتحادية. توفي في لندن حيث قبرص التركية الاتحادية. توفي في لندن حيث كان يعالج في ١٣ ربيع الآخر، ١٥ يناير(١٠).

فاضل محسن الأزيرجاوي ( ٠٠٠ - قبل ٢٠٠٦ هـ - قبل ٢٠٠٥ ( تكملة معجم المؤلفين )

فاضل مصطفى الساقي (١٣٥٠ - ١٤١٧هـ = ١٩٣١ - ١٩٩٢م) (تكملة معجم المؤلفين)

فاضل نظام الدين (١٣٥١ - ١٣٧٦هـ = ١٩٣١ - ٢٠٠٤م) (تكملة معجم المؤلفين)

فاضل نور (۱۳۵۹ - ۱۶۲۳ ه = ۱۹۳۷ - ۲۰۰۲م) رئيس الحزب الإسلامي وزعيم المعارضة بالبرلمان الماليزي.



(١) موقع الشركة العربية للأبحاث ونظم المعلومات (محرم ١٤٣٣هـ).

من مدينة ألورستار بولاية قدح. واصل دراسته في مكتب محمد. وفي الأَزهر تخرج متخصِّصًا في الشريعة، وكان سكرتيرًا لاتحاد الطلبة الملايويين فيه. عاد ليدرِّس في الجامعة التقنية الماليزية، لكنه فصل لنشاطه السياسي، وأعادته المحكمة، ثم تفرَّغ للعمل السياسي الإسلامي، وكان من القيادات الشابة لحركة الشباب المسلم، وقد عمل مع وزير المالية أنور إبراهيم -الذي سجنه مهاتير محمد رئيس وزراء ماليزيا - الذي رأس حركة الشباب، وكان المترجم له المسؤول الإعلامي به، ثم انضمَّ الأخير للحزب الحاكم وبقى فاضل نور في الحزب الإسلامي، وبقى نائبًا عن الحزب في البرلمان مدة (٢١) عامًا حتى وفاته، ثم صار رئيسًا للحزب الذي تسلم كتلة المعارضة. وقد وصف بالاعتدال السياسي، ولم يكن يقدم على اتخاذ خطوات فردية. توفي مساء ١٢ ربيع الآخر، ٢٢ حزيران(٢).

فاطمة إبراهيم حميدة (۱۰۰۰ - ۱۲۲۸ه = ۱۰۰۰ - ۲۰۰۷م) (تكملة معجم المؤلفين)

فاطمة بنت أحمد رضا (۱۳۲۳ - ۱۳۹۸ه = ۱۹۰۵ - ۱۹۷۸م) (تكملة معجم المؤلفين)

فاطمة أحمد رفعت (۱۳۷۸ - ۱۶۰۶ه = ۱۹۵۸ - ۱۹۸۱م) (تكملة معجم المؤلفين)

فاطمة إسماعيل (۰۰۰ - ۱٤۲٥هـ = ۰۰۰ - ۲۰۰۶م) (تكملة معجم المؤلفين)

(٢) المختمع ع ١٥٠٧ (١٨ ربيع الآخر ١٤٢٣هـ) ص٣٢. ولعل اسم والده محمد.

فاطمة بديوي (۱۳٤٨ - ۱۳۲۸ه = ۱۹۲۹ - ۲۰۰۷م) (تكملة معجم المؤلفين)

فاطمة بنت أبي بكر المشهور (۰۰۰ - بعد ۱۳۹۸ه = ۰۰۰ - بعد ۱۹۷۸م) فقیهة عالمة.

من تربم بحضرموت. حفيدة علوي المشهور. تلقت العلم عن أبيها وجدِّها، وبرعت في علوم شقَّ، ودرَّست أولاد أخواها وإخوها وآخرين من أسرها، تزوجت ثلاث مرات ولم تنجب. وعمِّرت طويلًا، ولم تترك شيئًا مما تعوَّدت عليه من الطاعات والعبادات والأذكار حتى توفاها الله(٣).

### فاطمة حافظ عابدين (١٣٣٤ - ١٤٢٣ه؟ = ١٩١٥ - ٢٠٠٢م) طبيبة متخصِّصة.

ولدت في القاهرة. حصلت على الدكتوراه في الباثولوجيا. طبيبة بالوحدات العلاجية في وزارة المعارف، أستاذة في كلية الطب بجامعة القاهرة. انتدبت أستاذة زائرة للتدريس والامتحان وحضور المؤتمرات الطبية في الخرطوم وجدَّة. عضو في عدة جمعيات متخصِّصة، أنشأت قسمًا ومتحفًا للباثولوجيا في كلية الطبّ بجامعة الأزهر. جمعت الكثير من الشرائح الخاصَّة بالدراسات العليا. رئيسة الجمعية الطبية المصرية للباثولوجيين ورئيسة تحرير محلتها، من مؤسِّسي جمعية أمراض روماتيزم القلب والجمعية المصرية لأمراض الكبد. حصلت على جائزة الدولة التقديرية، ووسام الاستحقاق من الطبقة الأولى. وهي أخت الطبيبة زهيرة، ولعلهما توفيا في سنة واحدة، فقد نعيتا معًا.

ولها مؤلفات، منها: باثولوجيا الأنسجة، الباثولوجيا العامة، الباثولوجيا الخاص (٣) موسوعة الأعلام للشميري.

بالأجهزة المختلفة.

ولها نحو (٧٥) بحثًا (إكلينيكيًا باثولوجيًا)<sup>(١).</sup>

فاطمة حامد علي (۲۰۰۰ – ۲۲۲۹ه = ۲۰۰۰ – ۲۲۰۹۵) (تكملة معجم المؤلفين)

فاطمة حداد شامخ (۲۰۰۰ - ۱۴۳۶ه = ۲۰۰۰ – ۲۰۱۳م) (تكملة معجم المؤلفين)

فاطمة خليل = فاطمة رشدي

فاطمة الدوسري (١٣٩٦ - ١٤٢٨ هـ = ١٩٧٦ - ٢٠٠٧م) (تكملة معجم المؤلفين)

فاطمة رشدي محمد (۱۳۲٦ - ۱۶۱۱ه = ۱۹۰۸ - ۱۹۹۲م) (تكملة معجم المؤلفين)

فاطمة بنت سالم المعمري (۱۳۲۹ - ۱۹۲۱ه؟ = ۱۹۱۱ - ۲۰۰۲م)

باحثة في التاريخ الأوروبي القديم. من عُمان. حصلت على الماجستير من كلية الآداب بجامعة فؤاد الأول وتجنست بالجنسية المصرية، ثم حصلت على الدكتوراه في الفلسفة من جامعة لندن. وكانت مقرَّبة الميدالية الذهبية، ودرَّست في كلية الآداب بغداد، ورأست قسم الدراسات الأدبية بغداد، ورأست قسم الدراسات الأدبية اللاتينية بقسم الحضارة اليونانية والرومانية. اللاتينية بقسم الحضارة اليونانية والرومانية. عادت إلى موطنها عام ١٣٩٤هـ، ودرَّست اللغة الإنجليزية لضباط وزارة الدفاع.

(۱) حكماء قصر العيني ص٢٩٩، الموسوعة القومية
 للشخصيات المصرية ص٢٥٢، موسوعة أعلام مصر
 ص٣٥٩، ١٠٠١ شخصية نسائية مصرية ص٨١٠.

رسالتها في الماجستير بعنوان: فنّ الهجاء عند الرومان في شعر هوراس وجوفنان: مقابلة ومقارنة.

ولها كتابات في مجلة كلية الآداب بجامعة الإسكندرية (٢٠)٠

### فاطمة سليم (١٣٦١ - ١٤٣٧ هـ = ١٩٤٢ - ١٣٦١م) أديبة كاتبة.

ولادتما في مدينة تونس. محازة من كلية الشريعة وأصول الدين بتونس، درَّست بالمعاهد الثانوية في تونس وفي الخليج، وتقلدت مهمة التوجيه وتكوين الإطارات بالاتحاد الوطني النسائي التونسي، وشاركت في تحرير مجلتها (المرأة)، كما أسهمت في مؤتمرات عن المرأة والأسرة وملتقيات أدبية، وألقت محاضرات تربوية ودينية، وانتسبت إلى اتحاد الكتّاب، وترأست فرع الاتحاد النسائي بالزهراء، وكتبت القصة والخاطرة الأدبية والمقالة الصحفية وقصص الأطفال والدراسة التاريخية عن المرأة خاصة، وأعدَّت التحقيق الصحفى، وحاورت أدباء ورجال فكر وسياسية ومغنين ومغنيات. وتقول إنما اهتمت بالمطالعة وحفظت القرآن منذ الطفولة فنشأت لغتها شعرية متسمة بالسلاسة الأدبية. وكانت سافرة، توفيت يوم الثلاثاء ٥ ذي الحجة، الأول من شهر

صدر فيها كتاب «الرائدة فاطمة بنت سالم بن سيف بن المعمري (١٩١١ - ٢٠٠٢): دراسة تاريخية وتائقية أكاديمية»/ آسية البوعلى.

كتبها المطبوعة: القصص: نداء المستقبل، تحديف في النيل، مجموعة قصصية للأطفال. غيرها: نساء وأقلام، شخصيات وقضايا. ومن المخطوط: نساء رائدات، محاورات مع

فنانين ورجال فكر من تونس<sup>(٣)</sup>.

فاطمة بنت سليمان الأحمد (١٣٢٦ - ١٤٠٥ هـ = ١٩٠٨ - ١٩٨٥) (تكملة معجم المؤلفين)

### فاطمة سليمان سلامة (١٣٤٥ - ١٤١٢هـ = ١٩٢٦ - ١٩٩٢م)

داعية وأم صبور. ولدت في المطرية بمحافظة الدقهلية، لوالد كان يملك مراكب نقل بحري تحاري، لم تحصل على شهادات دراسية، إلا أنما كانت تجيد القراءة والكتابة، تزوجها محمد على الشناوي، الذي تخرج من كلية الطيران، ثم كان ضابطًا طيارًا في الجيش المصري، وأحد رجال النظام الخاص في جماعة الإخوان المسلمين. اعتقل بعد حادثة المنشية عام ١٣٧٤هـ (١٩٥٤م)، واقمم بتجهيز طائرة ملغمة لاغتيال الرئيس جمال عبدالناصر، فحكمت عليه محكمة الثورة بالإعدام! وكانت حادثة ملفقة. وكانت فاطمة كمثيلاتها من زوجات الإحوان المسلمين اللاتي ابتلين بفقدان الزوج خلف السجون، وزاد العبء عليها أن كان لديها خمسة من الأبناء في أعمار صغيرة. وعاشت تؤدي دورها كأم، وكأخت داخل الجماعة، خفف الحكم على زوجها إلى الأشغال الشاقة المؤبدة، فبقى خلف القضبان عشرين عامًا، والمضايقات الأمنية على المنزل لم تنقطع، مع قلة دخلها، حيث مُنع عنها راتب الزوج، مما اضطرها إلى أن تبيع مشغولاتها اللهبية وأساس بيتها، كما باعت ميراثها، من أجل توفير لقمة العيش لأبنائها الصغار. واتصفت بحسن التدبير، فأحيت أبناءها حياة كريمة،

<sup>(</sup>۲) الوطن (عُمان) ۹ سبتمبر ۲۰۰۲م، نزوی ع ۳۹ (جمادی الأولی ۱۱۶۲۰ه) ص۲۸۰

<sup>(</sup>٣) مما كتبه بوراوي عجينة في الموسوعة الحرة، ٩ أبريل ٢٠١١م، وما كتبته علياء بن نحيلة في صحيفة الصباح ٢٠١١/١١/٨م.

حيث عملت من بعد في تصميم الملابس الأرقى دور الأزياء في القاهرة، وكانت بارعة في عملها، ذات ذوق رفيع. وظلت طوال عشرين عامًا تعمل بكلِّ طاقتها، لتجبر خاطر زوجها وقت الزيارات، ولم تتخلف عن زيارته في أي مكان كان يذهب إليه، مع ماكانت تسمع من أهوال تشيب لهولها الولدان داخل سجون عبدالناصر. وفي عام الزوجة خير راعية، فوصل بالأولاد إلى برِّ الزوجة خير راعية، فوصل بالأولاد إلى برِّ الأمان، ولم ينشغلا بالحياة وجمع المال بقدر الشغالهما بالدعوة، فكانا نموذجيين عمليين للدعاة الربانيين. توفيت في ٢ شعبان، ٩ للدعاة الربانيين. توفيت في ٢ شعبان، ٩ شباط (فبراير). رحمها الله(١)

### فاطمة السيد النادي (۰۰۰ - ۱٤۲٦ه = ۰۰۰ - ۲۰۰۹م) (تكملة معجم المؤلفين)

### فاطمة شبشوب (۱۳۷٤ - ۱۶۲۸ ه = ۱۹۵۴ - ۲۰۰۷م) فنانة زجالة.

من المغرب. شاعرة زجالة، مغنية ملحنة، وكاتبة قصة قصيرة، كاتبة سيناريو محترفة، مخرجة مسرحية. أسست مجموعتين مسرحيتين في كلية الآداب وكلية الحقوق مغربية للزجل في سلا، وهي من مؤسسي المجمع العالمي للمسرح الجامعي في بلجيكا، وأساء والمسرحيات في بافالو بأمريكا، لها مسلسلات اجتماعية، وأشرطة سينمائية، وكتابات درامية. ماتت غرقًا وهي تسبح في واد الشراط في مكان تُمنع فيه السباحة في واد الشراط في مكان تُمنع فيه السباحة لخطورته (٢).

### فاطمة شوقي المحروقي (۰۰۰ - ۱٤۳۳ه = ۰۰۰ - ۲۰۱۲م) (تكملة معجم المؤلفين)

### فاطمة العاقل (۰۰۰ - ۱۶۳۲ه = ۰۰۰ - ۲۰۱۲م)

من رائدات العمل الخير والتربوي باليمن. ولدت مصابة بالمياه الزرقاء في عينيها، رحلت مع أفراد عائلتها إلى مصر، وتابعت دراستها هناك بصعوبة لضعف بصرها، والتحقت عمدارس الكفيفات، وفي المرحلة الجامعية فقدت بصرها تمامًا، نالت إجازة في الفلسفة من كلية الآداب بجامعة القاهرة، ودرَّست ستَّ سنوات في مدرسة للكفيفات، وفي اليمن عملت

متخصصة اجتماعية بمركز النور للمكفوفين، ولما وجدت خلوه من كفيفات عملت على إنشاء معهد خاص بهن، ولاقت في ذلك صعوبات، فاستعانت بأهل الخير، واشترت معدات من مصر لأجل ذلك، وأسست

وترأسته لتكون دعمًا للمعهد، وسعت لطبع الكتب الدراسية طباعة بارزة، مع كتب أخرى للمكفوفين باليمن، ووفرت للكفيفات تقنيات حديثة ليواكبن الوسائل التعليمية الحديثة، ثم أسست ورأست مؤسسة (خذ بيدي) الخيرية، وأسهمت في تأسيس هيئة التنسيق للمنظمات اليمنية غير منطمات عيبة ودولية، وقد عملت مدربة واستشارية لكثير من منظمات المجتمع واستشارية لكثير من منظمات المجتمع المدني، وخططت لمشروعات اجتماعية أخرى، لكنها توفيت يوم الخميس ١٨

صفر، ۱۲ ینایر<sup>(۱)</sup>.



فاطمة العاقل أنشأت مؤسسة (خذ بيدي)

### فاطمة عبدالحميد حداد (۱۳۶۶ - ۱۹۲۰ هـ = ۱۹۲۰ - ۲۰۰۰م) شاعرة.

ولدت في اللاذقية. تركت مدرسة راهبات الفرنسيكان في سنّ مبكرة بعد زواجها. عاشت ربة بيت وعلمت نفسها بنفسها،

فيناع هنا علم الهرم سففو وجاع هناك رهن الننائي وطدوا العنم يا أغلاز والهوا الدب للحلا والعلاء نمائي الدب للحلا والعلاء نمائن الوقت عاملن لوارً في سماء تبور كل سماء ننفذ الدبن والمروبة فين يبتفاهم إبادة الأتويار

#### فاطمة حداد (خطها)

وبدأت نظم الشعر على الفطرة. عضو اتحاد الكتاب وبعض الجمعيات الأدبية، لها نشاطات في جمعيات نسائية محلية. وُصفت بأنها شاعرة الفطرة والطبع والتصوف والحيرة والضياع. ماتت في ٢١ ذي الحجة، (٢٦) آذار (مارس).

من شعرها:

والروح في الناس دقاتٌ مثابرةٌ

ي وان هُمُ هَمَدَتْ دقاتُهُم همدوا

وما الحياةُ سوى نبض يقول لنا

هيا اعملوا واغنموا الأوقات واجتهدوا

(٣) المستقبل الإسلامي ع ١٦ (ذو الحجة ١٤٢١هـ)
 ص ٢٠، وما كتبه ياسر محمود في موقع رسالة المرأة بتاريخ

<sup>(</sup>۱) الجحتمع ع ۲۲۸۲، ۱۱/۱۱/۱۱ م

<sup>(</sup>۲) موقع دروب (بحث بتاریخ ۲۸/٥/۲۸ هـ).

ولتجعلوا الأرض بستانًا يفوح شذى وتبعثوا الماء في بيدائها يردُ

لبيك يا هاتفًا إنا هنا نزلُ

دعاة جدِّ أتينا للجنى نفدُ أصدر ابنها أسعد علي ديوانًا في رثائها بعنوان: قصيدة القصائد.

ودواوينها الشعرية هي: صديقي، غزل الرماد، رحى الأيام، ترانيم العيون (خ)(١)

# فاطمة عبدالله محمود الغزالي (۲۰۰۰ – ۲۲۰۸)

أديبة كاتبة مترجمة.

من مصر. مترجمة أولى برئاسة الجمهورية. من الكتب التي ترجمتها وطبعت: حواز مرور لمملكة ابن سعود/ أندريه فالك، حتشبسوت عظمة وسحر وغموض/ كريستيان ديرويش نويلكور، رمسيس الثاني فرعون المعجزات/ للسابق، حكايات شعبية فرعونية/ جاستون ما سبيرو، الصحافة/ بيير ألمرأة الفرعونية/ نويلكور، الموسوعة الشاملة للحضارة الفرعونية/ جي راشيه، السحر والسحرة عند الفراعنة/ إيفان كونج. وكلها مطبوعات حكومية(٢).



(۱) شعراء معاصرون من سورية ص١١٨، أديبات عربيات ٢/٢٧ معجم البابطين ٢/٧٤/٢ مصادر الأدب النسائي ٢/٢٢ معجم البابطين ٢/٧٤/٣ مصادر الأدب النسائي العرب ٢/٨٥٤، تراجم أعضاء اتحاد الكتاب ص٢٤٨. (٢) قرأت نعيها في الأهرام يوم ٢٩ ذي الحجة، ٢٧ ديسمبر، ولعل الغالب في وفيات الأهرام هو إشهار النعي بعد يومين من الوفاة.

### فاطمة عبدالمنعم عنان (۱۳۳۸ - ۲۰۲۳هـ = ۱۹۱۹ - ۲۰۰۲م)

تربوية حزبية متحررة. ولدت في دكرنس بمحافظة الدقهلية. حصلت على إجازة في التربية وعلم النفس من الجامعة الأمريكية بالقاهرة، ودبلوم المعهد العالى للمعلمات، مدرِّسة وناظرة لأول مدرسة نظامية للبنات، مديرة عامة للتعليم الثانوي، وكيلة وزارة التربية. أسند إليها الاتحاد القومي مهمة تشكيل تنظيم نسائى على مستوى الجمهورية، فكانت رئيسة لمكتب الهيئات النسائية بالاتحاد، عضو محلس الشعب عن الحزب الوطني، أمينة مساعدة فيه، وأمينة محافظة بمحافظة الدقهلية، أمينة المرأة بالاتحاد الاشتراكي. أول من دعا إلى عيد المعلم. دافعت عن التعليم المختلط وحاربت من أجل إدخال «التربية» الجنسية للفتيات، وتقول إنما متمسِّكة بالقيم الدينية إذ كانت عضوًا بالمحلس الأعلى للشؤون الإسلامية إبأمر من الحكومة . وحصلت على وسام الاستحقاق من الدرجة الأولى!!

من عناوين كتبها: دور المرأة العربية في المجتمع من خلال التشكيلات السياسية، محمد المثل الأعلى في التربية (٢).

### فاطمة عصام = عصام عبدالهادي

### فاطمة علم الدين عبدالواحد<sup>(٤)</sup> (٠٠٠ - ٣٣٤ هـ = ٠٠٠ - ٢٠١٢م)

باحثة في التاريخ.

من مصر. حصلت على الدكتوراه من قسم التاريخ بكلية البنات في جامعة عين شمس عام ١٤٠٢هـ، تحت إشراف يونان لبيب

(٣) الأهرام ع ٤٢١٠٩ (١/٢ ١٤٢٣) هـ)، الموسوعة القومية للشخصيات المصرية ص٢٥٤، موسوعة أعلام مصر ص٠٢٨، شخصية نسائية مصرية ص٨٢. (٤) نعيت باسم: فاطمة علم الدين القوصي.

رزق، ثم كانت أستاذة بالكلية نفسها، ودرَّست فيها التاريخ الحديث والمعاصر، وركزت في دراساتها على مدينة الإسكندرية.

نعيت في ٢ ربيع الأول، ٢٥ يناير. مؤلفاتها: تطور الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية في مدينة الإسكندرية في عهد الاحتلال البريطاني ۱۸۸۲ - ۱۹۱۶ (دکتوراه)، النطورات الاجتماعية في الريف المصري قبل ثورة ١٩١٩م (ويبدو أنه رسالتها في الماجستير، التي كانت بعنوان: الريف المصري في عهد الاحتلال البريطاني ١٨٨٢ - ١٩١٤م، وقد حصَّلت درجتها عام ١٣٩٦هـ)، حدود مصر الغربية: دراسة وثائقية، سياسة الولايات المتحدة إزاء مصر ١٨٣٠ -۱۹۱٤م/ لينوار تشامبرز رايت (ترجمة ودراسة وتعليق)، تاريخ العمال الزراعيين في مصر ١٩١٤ - ١٩٥٢م، تطور النقل والمواصلات الداخلية في مصر.

### فاطمة علي الخفاجي (۲۰۰۰ – ۱٤۳۳ه = ۲۰۰۰ – ۲۰۱۲م) (تكملة معجم المؤلفين)

### فاطمة بنت علي اليشرطية (١٣٠٨ - ١٣٠٠ه = ١٨٩٠ - ١٩٨٠) كاتبة متصوفة.

ولدت في مدينة عكا، ونشأت محبة للتصوف والصوفية، فقد كان والدها شيخ الطريقة الشاذلية اليشرطية. طلبت العلم على الشيخ عبدالله الجزار مفتي عكا، كما قرأت الكتب الكثيرة التي حفلت بما مكتبة والدها، وخاصة التصوف. سافرت إلى دمشق مع أسرتها في بداية الحرب العالمية. توفيت في دمشق، ونقلت إلى بيروت، ودفنت في مقبرة الإمام الأوزاعي.

ألفت عدة كتب، هي: رحلة إلى الحق (ضمنته مقدمة في علم التصوف، ثم سيرة فاطمة القاسم شداد (۱۳۷۰ - ۱۶۱۲هـ = ۱۹۰۰ - ۱۹۹۰م)

(تكملة معجم المؤلفين)

فاطمة قدرى = فاطمة رشدى

فاطمة محمد البدرى

(PTT1 - 1731a = P181 - 1 . . 74)

داعية وناشطة اجتماعية حيرية ومحسنة

كريمة.

والدها)، نفحات الحق (تحدثت فيه عن الطريقة وأدبها وأصولها وأحكامها ووصايا والدها)، مواهب الحق (عن كرامات والدها وأصحابه وأحوالهم)، سيرتى في طريق الحق (سيرة حياتها)<sup>(۱).</sup>

### فاطمة عمر النجار (7071 - VY31a = 3781 - F. + 79)

العجوز الفدائية الشهيدة.

من فلسطين السليبة. أمضت حياتها تحافظ على الصلاة في المسجد، وتقوم الليل وتصوم، وتشارك الحركة الإسلامية (حماس) في أي عمل كانت تقوم به في بلدتما، وتهبُّ مسرعة إلى أي نشاط تنظمه، وكانت تجلس إلى أبنائها وأحفادها، وتعطيهم الدروس الدينية، وتوصيهم بالذهاب إلى المسجد، وتحدِّثهم عن الشهادة دائمًا. شاركت في معركة الدروع البشرية، وكانت مع عشرات النساء فوق سطوح عدد من المنازل التي هدَّد اليهود بقصفها. وكانت تتمنى أن تنال الشهادة عندما شاركت النساء اللواتي انتفضن من أجل فكِّ الحصار عن الجاهدين المحاصرين في مسجد النصر في بلدة بيت حانون أثناء العملية العسكرية التي نفذتما يهود قبيل استشهادها. وقبل ذلك نسفت يهود بيتها الذي كان مأوى للمطاردين ونشطاء الانتفاضة، وكانت أمًا لسبعة أبناء وابنتين، وجدة للعشرات، واختتمت حياتها بتفجير جسدها الطاهر في أفراد القوات الخاصة لحيش اليهود خلال توغله في شمال قطاع غزة في ٣ من شهر ذي القعدة، قُتل فيها عدد من الجنود وجُرح آخرون. وكانت في الثانية والسبعين من عمرها، فهنيئًا لها ولشجاعتها، ولا نامت أعين الجبناء(٢).

أعلام فلسطين ٢٣/٦، موسوعة أعلام فلسطين ٢٣/٦، الطبقات الكبرى ٥٨٧/٣ (ورد في هذا المصدر أنها ولدت عندما كان أبوها ابن مائة عام. وأنها توفيت سنة ١٣٩٨هـ). (۲) الجتمع ع ۱۷۲۹ (۱۱/۱۱/۱۱) ص ۲۰،

(١) الدعاة والدعوة الإسلامية المعاصرة ١٨٨١/٢ موسوعة

نشأت في مركز بلبيس بمحافظة الشرقية في مصر، حصلت على كفاءة المعلمات، وفقد إحدى رجليها فصبرت. عملت في الشؤون الاجتماعية، غير أنها اصطدمت بما رأته من سرقات ورشاو ومحسوبيات، فكشفت عنهم، وانتقم منها ضعاف القلوب حتى فُصلت من عملها، فالتحقت داعية بوزارة الأوقاف في مسجد أحمد بن طولون. وقد تعرَّفت على دعوة الإخوان المسلمين منذ عام ١٣٦٠هـ، وكان قرب عملها من السيدة زينب سببًا لتعرفها على الأحوات، وذلك من خلال الدروس التي كان يلقيها الأستاذ محمود الجوهري هناك، فانخرطت في الجماعة، وانتخبت ضمن اللجنة التنفيذية للأخوات المسلمات منذ عام ١٣٦٤ه، ثم كانت عضوًا في لجنة الإرشاد العامة للأخوات، فكانت داعية عاملة، وعابدة زاهدة متبتلة، ورفضت الزواج. وبعد المحنة سارعت مع أحواتما في رعاية عوائل المسجونين وذويهم، كما تطوعت في العمل الدعوي والتطوعى ورعاية الفقراء، وكان لها دور كبير في خدمة لاجئى فلسطين، فتعمل معهم من أول الدوام حتى الثانية عشرة مساء دون كلل! وتعرَّضت لمزيد من الاضطهاد بسبب انتمائها للجماعة. وكانت قوية الشخصية، لا تخشى في الله لومة لائم، وكتبت رسائل إلى المسؤولين،

منها رسالة إلى رئيس الوزراء سري باشا، تندد فيه بما حدث لبعض المرشحين من تزوير وخطف من قبل الشرطة. وكانت صاحبة مبرّات وخيرات، جُبلت على عمل الخير وحبِّ الفقراء، وأنفقت أكثر ثروتها التي ورثتها عن أبيها وأمها للفقراء، وتبرّعت بأرض لها في بلبيس، وشيّدت عليه مركزًا إسلاميًا (مركز الحاجّة فاطمة البدري الخيرى للسيدات)، وفيه مسجد، ومكتبة عامة، ومكتبة للأطفال، ومستوصف، ومكان لضيافة المسنين، ومبيت للطالبات المغتربات، وتبرعت بشقتها بميدان فكتوريا إلى الجمعية الشرعية ببلبيس لتجعلها مكانًا للأيتام ومركزًا إسلاميًا.. وتوفاها الله يوم ٤

### فاطمة محمد عبيد ( . . . - 7 . 3 / 4 ? = . . . - 7 / 9 / 4 )

ذي الحجة، ۲۷ فيراير (۳).

داعية صبور وناشطة اجتماعية إسلامية. من أوائل الأخوات اللاتي عملن مع الإمام الشهيد حسن البنا عام ١٣٦٣ه، وكانت تتقدّم أخوات شبرا ضمن خمسين أختًا خصَّهن الإمام البنا بلقاء أسبوعي لتربيتهن. وقد رُزقت ببنين وبنات من ضمنهم ابنها أمين صدقي، الذي اعتُقل وعُذِّب عذابًا شديدًا بعد حادثة المنشية. وانتُحبت في اللجنة التنفيذية للأخوات، وبرز دورها في فترة المحن التي تعرض لها الإخوان المسلمون، فكانت تقوم بدور المتحصِّصة الاجتماعية، وتزور عوائل المسجونين منهم، وتعتني بشؤونهم من مأكل وملبس، مماكان له أثر في استقرار أوضاعها ورعاية الأولاد من التشرد، وصيانة الزوجات، بل كانت تجهز بعض بنات الإخوان وتزوجهن، وتجوب سجون مصر من القاهرة إلى أسيوط إلى الواحات لتوصل رسائل من المرشد إلى الإخوان، فكانت بذلك حلقة وصل بينه

(٣) إخوان ويكي (ربيع الأخر ١٤٣٢هـ).

الموسوعة الحرة ١١٠/١١/٣م.

وبينهم، وتحشَّمت عناء الأسفار بالسيارات والقطارات في مسافات طويلة من أجل الزيارات للإخوان وتقليم الأطعمة والأشربة والأدوية لهم في السحون، وتحدثت عنها الكاتبة والداعية زينب الغزالي في مذكراتها، وأشارت إلى أنها اعتُقلت عام ١٣٨٥هـ وهي في الثمانين من عمرها! ثم حكت هي طرفًا من أخبارها عندما أخذوها وعلَّبوا ابنها أمامها، وتنقلاتها في السحون المرعبة وترهيبها.. رحمها الله رحمة واسعة (۱)

### فاطمة محمد نجيب الإمام (۰۰۰ - نحو ١٤١٥ه = ۰۰۰ - نحو ١٩٩٤م) (تكملة معجم المؤلفين)

### فاطمة مصطفى عامر

(۰۰۰ - بعد ۲۰۱۰ه؟ = ۰۰۰ - بعد ۲۰۰۰م؟) مؤرخة إسلامية.

من مصر. حصلت على شهادة الدكتوراه من قسم التاريخ بكلية البنات في جامعة عين شمس عام ١٣٩٢هـ، وكتبت وحقَّقت موضوعات تاريخية إسلامية.

من مؤلفاتها المطبوعة: نجران في العصر الجاهلي وفي عصر النبوة، مجوس هجر في عصر النبوة، تاريخ أهل الذمة في مصر الإسلامية من الفتح العربي إلى نهاية العصر الفاطمي، ابن عبدالحكم المؤرخ المصري (ماجستير)، قيد الشريد من أخبار يزيد لابن طولون (تحقيق).



(١) إخوان ويكي (ربيع الآخر ١٤٣٢هـ)، مماكتبته عنها الكاتبة الإسلامية مريم السيد هنداوي.

#### فاطمة موسى محمود (١٣٤٦ - ١٣٤٨ه = ١٩٢٧ - ٢٠٠٧م) أديبة مترجمة.

من مصر. حصلت من جامعة لندن على الدكتوراه في موضوع (الحكاية الشرقية في الأدب الإنجليزي).انغمست في الحياة الثقافية، فكتبت وبحثت، وكانت من خلصاء عبدالعزيز الأهواني ومرتادي مجلسه. أستاذة اللغة الانجليزية في جامعة القاهرة، ثم رئيسة القسم فيها، كما درَّست في جامعة الملك سعود بالرياض، وتخرَّج عليها الكثير في اللغة الإنجليزية، وكانت مقرّرة للجنة الترجمة في الجلس الأعلى للثقافة، وأثنى صابر عصفور على جهدها في اللجنة كثيرًا، وأنها أسَّست المشروع القومي للترجمة، وهو الذي عيَّنها في هذا المنصب، وهو كبير حداثيي مصر. حصلت على جائزة الدولة التقديرية، وماتت في يوم عيد الفطر أو اليوم الذي قبله، نحو ١٢ أكتوبر.

من مؤلفاتها: قاموس المسرح في الرواية العربية المعاصرة، وليم شكسبير شاعر المسرح، بين أدبين: دراسات في الأدب العربي والإنجليزي، مأساة الملك لير (ترجمة)، هنري الرابع (ترجمة).

وترجمت إلى الانحليزية رواية ميرامار لنحيب محفوظ (<sup>۱۲).</sup>



فاطمة ياسين عابدين (١٣٤٩ - ١٣٣١ه = ١٩٣١ - ٢٠١٠م) تربوية وكاتبة مترجمة.

ولدت في دمشق. درست الحقوق والأدب العربي والفرنسي في جامعة دمشق، عملت مديرة في المدارس الابتدائية، ودرّست في ثانويات دمشق، وفي الجزائر. ثم ندبت للتوجيه التربوي، وأُرسلت في بعثة تربوية إلى فرنسا، وتعلمت الفرنسية وترجمت منها كتبًا منها للأطفال. توفيت في ٢٠ شوال،

أعمالها المطبوعة، وهي بين ترجمة وتأليف لم يُذكر أسماء مؤلفيها: ألفونس ولامارتين ورحلته إلى الشرق، بين ابن المقفَّع ولافونتين، آفاق تربوية، الزبيقة السوداء (ترجمة)، المخبر فو القوائم المخملية، كتاب المدارة (منوعات شعرية)، حكايات وأساطير من مصر/ مارغريت ديفين (ترجمة)، ببغاء أمريكو (ترجمة)، القصر المسحور سيد الباب السابع (ترجمة)، روكسان من كتاب دائرة الكلمات، أشهر السنة والدبُّ الذي سرق الشمس، ولها قصص للأطفال، منها ما ذكر سابقًا، ولها كتب أخرى (٣).



فالح عبدالعزيز الزيدي المربد ١٣٩٠هـ - ١٩٧٠م) (تكملة معجم المؤلفين)

(٢) الأهرام ع ١٤١٤٩ (١٠/١٠/١٨هـ)، ١٠٠٠ شخصية نسائية مصرية ص٨٢.

(٣) منتديات الأصدقاء العرب (محرم ١٤٣٣هـ).

فان در میولین (۱۳۱۲ - ۱۶۰۹ه = ۱۸۹۴ - ۱۹۹۹م) (تکملة معجم المؤلفین)

فاهم عبدالرحيم أحمد ( ۱۹۳۰ - ۱۲۳۲ه = ۲۰۰۰ - ۲۰۱۳م) (تكملة معجم المؤلفين)

فايد أحمد العمروسي (١٣٢٤ – ١٣٩٦هـ = ١٩٠٦ – ١٩٧١م) تربوي أديب.



ولد في قرية عمروس بمحافظة المنوفية. تخرَّج في دار العلوم العليا بالقاهرة، درَّس ووجَّه وأدار في الإدارة التعليمية، ثم عمل ملحقًا ثقافيًا بسفارة مصر في أثينا ووارسو، ودرَّس هناك اللغة العربية، ونشط في مجال العمل الثقافي. وتوفي بالقاهرة.

له أعمال أدبية عديدة، منها: أبو بكر الصديق، أسد الله حمزة عمم النبيّ صلى الله عليه وسلم، الجواري المغنيات، سعد بن أبي وقاص، عفراء: قصة الحبّ الخالد، علي بن أبي طالب، محامي الفقراء: أبو ذر الغفاري، نداء البحيرة (مع عبدالعزيز عتيق)، الدنانير، ألحان الألم (شعر). وله غير هذا، ذكر في (تكملة معجم المؤلفين).

فايز إبراهيم بدر (١٣٥٥ - ١٤١٦هـ = ١٩٣٦ - ١٩٩٦م) (تكملة معجم المؤلفين)

#### فايز إسعيد = محمد فايز إسعيد

فائز الجشعمي (۱۳۵۱ - ۱۶۱۰هـ = ۱۹۳۷ - ۱۹۹۰م) (تكملة معجم المؤلفين)

فايز حلاوة = فايز محمد حلاوة

فايز حواصلي = محمد فايز بن عبدالحميد حواصلي

فايز سليمان سعد الدين (١٣٣٨ - ١٤٠٦ه = ١٩١٩ - ١٩٨٦م) كاتب تربوي سياسي.



ولد في صفد بفلسطين، والده قاضي القدس الشريف، درس الاقتصاد والعلوم السياسية في الجامعة الأمريكية ببيروت، عاد إلى فلسطين وعمل في مدينة الناصرة مديرًا للمؤن «التموين»، وحين بدأت العصابات الصهيونية مهاجمة المدن والقرى الفلسطينية عاد إلى صفد حتى سقوطها، فخرج مع بقية رفاقه من المدافعين عن المدينة، وجاء إلى بلدة بنت جبيل في لبنان، ومنها إلى سورية مدرّسًا للغة الإنجليزية. العرب، وفي عهد الوحدة بين سورية ومصر زاول النشاط السياسي مع حركة القوميين العرب، وفي عهد الوحدة بين سورية ومصر شغل منصب (أمين سرّ) الاتحاد القومي الفلسطيني.

له ترجمات أدبية، وسياسية، واقتصادية، ونشر مقالات ودراسات في جريدة «المحرر» اللبنانية.

ومن أبرز ترجماته كتاب: الاقتصاد والسياسة العالمية، ودراسات عن تأثير الاقتصاد على السياسات الدولية والإقليمية (٢).

فايز الضمان (۱۳۲۰ - ۱۹۱۵ه = ۱۹۶۱ - ۱۹۹۶م) (تكملة معجم المؤلفين)

فایز عبد صایغ (۱۳۶۱ - ۱۶۰۰ه = ۱۹۲۲ - ۱۹۸۰م) سیاسی، کاتب.

ولد في قرية خربا السورية لأحد لقساوسة. درس في الجامعة الأمريكية ببيروت، وتعيَّن أستاذًا للفلسفة في الجامعة نفسها؛ ثم نال شهادة الدكتوراه من جامعة جورج تاون في الفلسفة. انضم إلى الحزب القومي السوري وتسلم قيادته (۱۹٤٣ - ۱۹٤۷م)، وانتخب رئيسًا للمؤتمر الفلسطيني العربي في بيروت. عمل أستاذًا زائرًا في كل من جامعة ستانفورد بيل في الولايات المتحدة، وجامعة أكسفورد في الملكة المتحدة، والحامعة الأمريكية في بيروت، وعين عضوًا للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية. أسَّس مركز الأبحاث التابع للمنظمة عام ١٣٨٥ه (١٩٦٥م). كما عمل مستشارًا لدولة اليمن والكويت في الأمم المتحدة. له كتب في الفكر العربي والصراع العربي الإسرائيلي، منها: حفنة من ضباب: بحث في المفاهيم البورقيبية وشعاراتها، رسالة إلى المفكر العربي، فلسطين وإسرائيل والسلام (ترجمة أسعد رزوق)، الدبلوماسية الصهيونية، البعث القومي، نداء الأعماق، سجل إسرائيل في الأمم المتحدة، الوحدة

(٢) من أعلام الفكر العربي والعالمي ص١٣٨.

<sup>(</sup>١) معجم البابطين لشعراء العربية.

العربية، النزاع العربي - الإسرائيلي، الاستعمار الصهيوني في فلسطين. وتُرجمت مؤلفات له إلى لغات عالمية. وله غير ما ذكر من الأعمال، تحدها في (تكملة معجم المؤلفين)(١).



فایز علی الفقیه (۱۳۵۸ - ۱۹۶۷ هـ = ۱۹۶۰ - ۱۹۸۷م) کاتب صحفی سیاسی حزبی.



ولد في عالية بلبنان، نال إجازة في علم الاجتماع من جامعة عين شمس بالقاهرة، ثم إجازة في الاجتماع الحضري. وفي أثناء وجوده في مصر استثاره الإعجاب بالرئيس جمال عبدالناصر، فذهب إليه، ودخل في مؤسسة ناصر الفكرية، وعاد إلى لبنان لينتسب إلى الحزب التقدمي الاشتراكي، وتسلم فيه مسؤوليات، منها الإشراف على حريدة (الأنباء) والكتابة فيها عدة سنوات،

(۱) الموسوعة العربية العالمية ۲۰۸/۱۷، موسوعة أعلام الفكر العربي ص٤٩٦، موسوعة أعلام فلسطين ٢٠/٦.

وكتب في جرائد وجلات أخرى. ثم كان عضو مجلس قيادة الحزب في ثلاث دورات، ورافق كمال جنبلاط إلى المؤتمر التاسع لرابطة الشيوعيين اليوغسلاف، ومثّل الحزب في مؤتمر طشقند، وفي المؤتمر الخامس والعشرين للحزب الشيوعي.

وله كتب مطبوعة، مثل: نضالنا التقدمي الاشتراكي، علم الاجتماع الحضري، حول الفكر والنضال الاشتراكي، ثورة ٢٣ تموز وعبدالناصر، مع كمال جنبلاط(٢٠.

فايز فارس (نحو ۱۳۵۸ - ۱۶۳۳ه = نحو ۱۹۳۹ - ۲۰۱۲م) (تكملة معجم المؤلفين)

فايز كردي (۱۳٤٩ - ۱۳۳۳ هـ ۱۹۳۱ - ۲۰۱۲م) (تكملة معجم المؤلفين)

فايز محمد حلاوة (۱۳۵۱ - ۱۶۲۳ هـ = ۱۹۳۲ - ۲۰۰۲م) كاتب وممثل ومخرج مسرحي. مؤسِّس المسرح السياسي في مصر.



ولد في كفر الشيخ إبراهيم التابعة لمدينة (قويسنا) بمحافظة المنوفية، تخرج في كلية الحقوق بجامعة عين شمس، ثم في معهد الفنون المسرحية، التحق بالعمل في الإذاعة تاركًا مهنة المحاماة، واتجه إلى المسرح مع أعلام الدروز ٢١٤/٢.

بداية المسرح التابع للتلفزيون، وأخرج أولى مسرحياته عام ١٩٦٣م، وقام بكتابة المسرحيات وتقديمها على خشبة المسرح ممثلًا كوميديًا، إلى جانب قيامه بالإخراج والتمثيل في المسلسلات التلفزيونية وبعض الأفلام السينمائية. وكان أول من أدخل إلى مصر نموذج الكباريه السياسي من أوروبا، وعمل على تطويره بما يتلاءم مع الظروف المحلية، مثل معالجة مظاهر العلاقة بين المواطن والسلطة في إطار نقدي ساخر موجّه إلى السلطة والحركة الشيوعية. أنشأ مع زوجته الراقصة تحية كاريوكا فرقة مسرحية، وبعد انفصاله عنها أنشأ فرقة خاصة به. وكان يكتب بشكل ثابت عمودًا أسبوعيًا في صحف ومحلات محلية، بينها: الأهرام المسائي. مات في ٢٣ جمادي الأولى، الأول من أغسطس،

له مقالات سياسية وأدبية وقصائد شعر. والمسرحيات التي ألفها وأخرجها ومثَّل فيها ثم عرضها على المسارح، وله بالمشاركة مع فتحي سعيد وفرج مكسيم: قصائد عن سلوى حجازى (٢).

**فايز محمود** (۱۳۲۰ – ۱۴۳۲ه = ۱۹۶۱ – ۲۰۱۱م) أديب قاص.



ولادته في المنشية التابعة للمفرق في الأردن، حصل على الشهادة الثانوية، عمل مندوبًا لمحلة (الأسرة) الأردنية بالكويت، ومتعاونًا مع عدد من الصحف والمحلات الكويتية، (٢) الرياض، الوطن، عكاظ (٢٤/٤/٢٤هـ)، أهل الفن

كما عمل موظفًا في وزارة الثقافة والإعلام بالأردن، ومعلقًا إذاعيًا، ومستشارًا ومندوبًا ومحررًا في دوريات أردنية وعربية، ومديرًا لتحرير مجلة (أفكار)، ثم مستشارًا لوزير وكان عضوًا مؤسّسًا في منتدى المفرق وكان عضوًا مؤسّسًا في منتدى المفرق الثقافي، وفي الجمعية الثقافية لتعليم اللغة الفصحى، وعضوًا في اتحاد الكتاب العرب. وقد عانى مشكلات (حبّ) وتزوج مغربية وكان يعتقد أنه قادر على أن يكون وكان يعتقد أنه قادر على أن يكون صاحب نظرية فلسفية جديدة في العالم، وقطع شرايينه، وحاول الانتحار مرات، إلى أن توفي مساء الاثنين ١٠ شعبان، ١١ أمرز.

له (١٧) مؤلفًا، معظمها قصص وأدبيات وكتابات فلسفية، مثل: الحقيقة (بحث في الوجود)، العبور بدون جدوى (قصص)، القبائل (قصص)، المفرق: تاريخ صحراوي، تيسير سبول العربي الغريب، الحرية والضرورة في مجتمعات الإنسان والنمل، مشكلة الحبّ (العناء الإنساني دون جدوى)، أوراق فلسفية، قابيل (قصص)، ثلاثة نقوش محجوبة (٣جه)، بلا قبيلة: مختارات نقوش محجوبة (٣جه)، بلا قبيلة: مختارات ومؤلفات أحرى له ذكرت في (تكملة معجم المؤلفين)(١).

فايز المط = محمد فايز بن محيي الدين المط

فائز وديع كجو (۱۳۸۲ - ۱۹۲۰هـ = ۱۹۲۲ - ۲۰۰۰م) (تكملة معجم المؤلفين)

#### فايزة سعد (۲۰۰۰ - ۱٤۲٤ هـ = ۲۰۰۰ - ۲۰۰۳م)

صحفية من مصر. غاصت في أعماق العمل السياسي وأسراره على الساحة العربية، وكتبت في روز اليوسف خاصة.

من كتبها المطبوعة: اغتيال صحفي: عملية قتل صديق الرؤساء، انقلاب في بلاط صاحبة الجلالة (مع عادل حمودة)، البارود الضائع: ١٠ سنوات في كواليس الأنظمة العربية.



#### فايزة عبدالمجيد مسعود (۲۰۰۰ – ۱٤۲٦ه = ۲۰۰۰ – ۲۰۰۵م) فيزيائية.

من مصر. رئيسة هيئة الطاقة الذرية. ماتت يوم الأربعاء ٢٤ شعبان، ٢٨ أيلول (سبتمبر)(٢).

فايزة اليعقوبي (۱۰۰۰ - ۲۰۲۷ه = ۲۰۰۰ - ۲۰۰۲م) (تكملة معجم المؤلفين)

فائق إسماعيل عثمان (١٣٣٠ - ١٤٠٦ه = ١٩١١ - ١٩٨٦م) (تكملة معجم المؤلفين)

(٢) ويبدو أنما غير «فائزة عبدالجيد» الكاتبة الفلسطينية.

فائق أمين مخلص (۱۳۵۰ - ۱۶۱۰هـ = ۱۹۳۱ - ۱۹۹۰م) (تكملة معجم المؤلفين)

فائق بن بكري الصواف (۱۳٤٨ - ۱۹۳۸ هـ = ۱۹۳۰ - ۲۰۰۷م) (تكملة معجم المؤلفين)

فائق حسن (۱۳۳۳ – ۱۹۱۱ه = ۱۹۱۶ – ۱۹۹۱م) فنان تشکیلی.



ولد في بغداد، تخرج في المدرسةِ العليا الفرنسية للفنون التشكيلية، عُيِّن مدرِّسًا في دار المعلمين الابتدائية، أسَّس مع الفنان حقّى الشبلي معهد الفنون الجميلة، وآخر منصب تقلده: أستاذ متمرس في كلية الفنون الحميلة بجامعة بغداد، عضو جمعية الفنانين، حصل على وسام كولبنكيان وثلاث ميداليات ذهبية من المدرسة التي تخرج فيها في باريس، وله مئات اللوحات تتجلى فيها الحياة الريفية والفروسية والخيول، وبعضها لها طابع الفنّ التجريدي. انتخب رئيسًا فخريًا للرابطة الدولية للفنانين التشكيليين مدى الحياة قبل وفاته. مات في ٢٥ جمادي الآخرة، ١١ كانون الثاني (يناير) بباريس. وبناء على رغبته أحرقت جثته رمادًا، ووضع في قنينة وأرسلت إلى العراق. تعرَّضت أعماله للنهب والمتاجرة بعد وفاته<sup>(۳).</sup>

(٣) موسوعة أعلام العراق ١٥٤/١، ووفاته هنا ١٩٩٢م، الحياة ع (١٤٣٤٤)، أعلام الفن في العراق ص١٧٧٠،

 <sup>(</sup>۱) موقع وزارة الثقافة الأردنية (استفيد منه في ١٥٨٠٩)، الدستور ع ١٥٨٠٩
 (٣٢/٨/١٢) ه)، الرأي ٢٠١١/٧/١٥م، معجم الروائيين العرب ص ٣٣٨.

#### فایق حسین (۱۳۱۶ – ۱۲۲۶هـ = ۱۹۶۶ – ۲۰۰۳م) فنان تشکیلی.



ولد في الناصرية بالعراق، من أب كردي وأمّ عربية. تخرّج في معهد الفنون، ثم في قسم الجرافيك بمدرسة سان فرناند بإسبانيا، عرض إنتاجه في أكثر من (١٠) معارض بالعالم. ساهم في تأسيس جماعة المحدّدين. أقام في إسبانيا، ثم في الأكوادور، حيث أسّس فيها جمعية للمصوّرين الفوتوغرافيين. أقام صداقات فنية محليًا وعالميًا، كتب النقد الفني ونشره في صحف بأنحاء العالم. مات في شهر يونيو بأمريكا(١).

#### فائق السامرائي (۱۳۲٦ - ۱۳۹۹ه = ۱۹۰۸ - ۱۹۷۹م) مناضل سياسي قومي حزبي.



ولد في العمارة بالعراق، درس في كلية الحقوق ببغداد، سُجن أثناءها للاحتجاج على توقيع المعاهدة العراقية البريطانية.

إبداعات عربية ص٤٧.

(۱) الشرق الأوسط ۱۷ يوليو ۲۰۰۳م، موسوعة أعلام المراق ۱۷۵/۲.

عمل في تحرير جريدة الاستقلال، عين مديرًا لشؤون العمال. وكانت أولى أعماله: إصدار أول قانون «تقدمي» للعمال. أبعد إلى الشمال، ثم عيِّن مديرًا عامًا للإذاعة، ولم يلبث أن فُصل منها، ثم اعتُقل بسبب مناصرته لحركة مايس ١٩٤١ القومية، وعند خروجه من السجن قام مع ثلة من قادة الحركة القومية بتأسيس حزب الاستقلال، وأصبح أمينًا عامًا له. أصدر جريدة «الجريدة» عام ١٣٧٣هـ (١٩٥٣م)، وعند قيام تورة ١٤ تموز ١٩٥٨ عيّن سفيرًا للعراق في مصر، ثم استقال ولحأ إلى حكومة الجمهورية العربية المتحدة، ومات في ٢٠ جمادي الآخرة، ١٧ أيار (مايو). له عدد كبير من المقالات في السياسة العربية والدولية مبثوثة في عدد من الصحف.

ومن مؤلفاته المطبوعة: البناء الاقتصادي، محكمة المهداوي، مأساة وملهاة، رد أحرار العراق (بالمشاركة)، مذكراتي (خ)(٢).

فايق عبدالجليل (۱۰۰۰ - بعد ۱۶۱۰ه = ۰۰۰ - بعد ۱۹۹۰م) (تكملة معجم المؤلفين)

فائق مجبل الكمالي (۱۳٤٨ - ۱۳۶۱ه = ۱۹۲۹ - ۲۰۱۱م) (تكملة معجم المؤلفين)

فائق محفوض = فائق ميخائيل محفوض

فائق میخائیل محفوض (۱۳۳۱ - ۱۶۰۳ه = ۱۹۱۲ - ۱۹۸۳م) أدیب، محرر صحفی.

 (٢) أعلام الصحافة في الوطن العربي ١٩١/١، موسوعة أعلام العراق ٥/١٥١، معجم المؤلفين العراقيين ٤٧٨/٢، أعلام الوطنية والقومية العربية ص٩٨٩.



ولد في «البساتين» من قرى بانياس بسورية. درس الكهنوت في لبنان، وارتدى لباس الرهبنة، لكنه تمرّد على السلطة البابوية فقُصل عن المدرسة. درَّس العربية في عدد من الثانويات باللاذقية، أنشأ وتولَّى رئاسة تحرير جريدة «الرغائب» عام ١٣٥٩هـ عما ١٣٥٩هـ بعد باسم «الغد الجديد» وشارك في تحريرها أيضًا، وصدرتا في اللاذقية.

طبع له: غرائب القدر (مسرحية)، أزهار حديقتي (شعر ونقد)، الكاتب العربي (شعر ونشر).

وله من المخطوط: المرأة (شعر)، ومسرحيات: الأرض المقدَّسة، خطيئة المجتمع، القضاء، الفلاحة (٣).

فائق ورًاد (۱۳۶۶ – ۱۶۲۹هـ = ۱۹۲۱ – ۲۰۰۸م) قیادي شیوعی.



ولد في قرية بيتين من قضاء رام الله، أكمل دراسته الثانوية في القدس، درّس، وتعرّف على عدد من عصبة التحرر

(٣) الموسوعة الموجزة ٢٢١/٥، موسوعة أعلام سورية ١٩٧/٤، معجم المؤلفين السوريين ص٢٦٩، (ووردت شهرته في هذا المصدر: محفوظ)، معجم الجرائد السورية ص٤٨٥، معجم البابطين لشعراء العربية.

الوطني (المنظمة الماركسية)، وما لبث أن أصبح عضوًا في لجنتها المركزية وأحد قادتها البارزين، وبعد النكبة التجأ إلى الأردن وصار الأمين العام للحزب الشيوعي بها، ومثله في البرلمان عن منطقة رام الله، وتعرَّض للسحن أكثر من مرة، وأمضى في سحن الجفرا الصحراوي ثماني سنوات، وكان من أوائل الشيوعيين الذين حازوا عضوية أوائل الشيوعيين الذين حازوا عضوية المجلس الوطني الفلسطيني، وكذلك المجلس المركزي الفلسطيني، عاد إلى رام الله عام المركزي الفلسطيني، عاد إلى رام الله عام (يوليه).

له مذكرات بعنوان: مذكرات فائق ورَّاد: خمسون عامًا من النضال(١).

الفتاة = مليكة الفاسي

فتاة غسان = فاطمة بنت سليمان الأحمد

فتح محمد بن محمد إسماعيل الفانيفتي (١٣٢٢ – ١٩٨٧ هـ ١٩٠٧ – ١٩٠٧م) شيخ القراء بباكستان.

ولد في فانيفت بالهند، فقد بصره وهو طفل رضيع، حفظ القرآن الكريم وجوَّده على علماء، درَّس في المدارس النظامية، هاجر إلى باكستان متنقلًا بين لاهور وأشرة مدرِّسًا، ثم إلى شكاربور وكراتشي في مدرسة دار العلوم، كما عمل في الوعظ والتأليف، استقرَّ بالمدينة المنورة يدرِّس القرآن والقراءات في منزله، قرب المسجد النبوي الشريف، وتخرَّج عليه كثيرون. توفي يوم ١٧ شعبان.

(١) موقع منظمة حزب الشعب الفلسطيني: قلقيلية الحزبية (استفيد منه في ١٤٣١هـ).



من مصنفاته: العنايات الرحمانية في شرح الشاطبية، عمدة المباني في اصطلاحات حرز الأماني، القراءة المرضية في شرح الدرة المضيّة، شرح كتاب الوجوه المسفرة لمحمد المتولي، أسهل الموارد شرح عقيلة أتراب القصائد، كاشف العسر في شرح ناظمة الزهر، القاعدة النورانية، الشجرة الفتحية، أذكار فتحية، تعليم الإسلام، الوصايا الفتحية. ومؤلفات أخرى له في (تكملة معجم المؤلفين)(٢).

# فتح الباب عبدالحليم سيّد (١٣٤٠ - ٢٠١٣ م) أستاذ تقنية التعليم.



من محافظة أسيوط بمصر. ريادي في تقنية التعليم بكلية التربية في جامعة حلوان، عميد كلية التربية الفنية بها، كتب في موضوعات الوسائل الحديثة للتعليم وتطبيقاتها العملية، وترجم كتبًا في هذا الشأن. نعي يوم الجمعة 17 شوال، ٢٣ آب (أغسطس).

من عناوين كتبه: توظيف تكنولوجيا التعليم، ثورة المعلومات والتعليم: دليل

 (٢) منة الرحمن ص١٧٨، إمتاع الفضالاء ٣٢٠/١. وفي موقع أنه كان شيخ مقارئ القارة الهندية.

عملي لبرنامج مراكز مصادر التعليم، الكمبيوتر في التعليم، وسائل التعليم والإعلام (مع إبراهيم حفظ الله)، الفنُّ والمجتمع/ هربرت ريد (ترجمة)، تكنولوجيا التربية في تطوير المنهج/ ديريك رونتري (ترجمة)، الفنُّ والصناعة/ هربرت ريد (ترجمة مع محمد محمود يوسف)، البحث في الفنِّ والتربية الفنية، الغايات والأهداف في القرآن والسنة (بحث مؤمّر أو كتاب).

#### فتح الله حسن السلوادي (۱۳۳۱- ۱۹۲۶ه = ۱۹۱۸ - ۲۰۰۳م) (تكملة معجم المؤلفين)

فتح الله الخطيب = محمد فتح الله بن إبراهيم

فتح الله خليف (۰۰۰ - بعد ۱۶۰۲ه = ۰۰۰ - بعد ۱۹۸۲م) أستاذ الفلسفة.

من مصر. حصل على الماجستير في الآداب من جامعة الإسكندرية، ودكتوراه الفلسفة من جامعة كمبردج، أستاذ الفلسفة الإسكندرية ورئيس القسم بها، وبجامعة قطر، وجامعة بيروت العربية.

وله كتب، منها: ابن سينا ومذهبه في النفس، التوحيد/ أبو منصور الماتريدي (تحقيق)، فخر الدين الرازي، ديوان فتح الله بن النحاس الحلبي المدني، فلاسفة الإسلام، المدخل إلى الفلسفة من وجهة نظر الإسلاميين (نصوص) (جمع وترتيب). ونشرت رسالته في الدكتوراه بالإنجليزية، وكانت في مناظرات فخر الدين الرازي مناظرته مع علماء ما وراء النهر [كانت مناظرته هناك مع الكرامية خاصة]، واستفاد منها في كتابه «فخر الدين الرازي» المنشور بالعربية، ورأيت عنوانه على أنه منشور بالعربية، ورأيت عنوانه على أنه منشور بالنفسور

بالعربية أيضًا، وهو: مناظرات فحر الدين الرازي.



فتح الله عبدالسلام الوكيل (۰۰۰ - ۱٤٣٤هـ = ۰۰۰ - ۲۰۱۳م) (تكملة معجم المؤلفين)

فتحي إبراهيم السيد سلامة (١٣٥٥ - ١٣٣١ ه = ١٩٣٧ - ٢٠١٠م) أديب وكاتب صحفي روائي.



ولد بميت بره، التابعة لقويسنا بمحافظة المنوفية. حصل على الماجستير في العلوم الاجتماعية، وعمل مديرًا برعاية الشباب، ثم كاتبًا صحفيًا منذ عام ١٣٨٤هـ (القصة) ورئيسًا لتحرير مجلة (القصة) عضوًا في شعبة الآداب بالمجالس القومية المتخصصة، وعضو المجلس الأعلى للثقافة، ومثل بلده في العديد من المؤتمرات الأدبية والعربية والإسلامية، وحصل على جائزة البحث العلمي من جامعة جنيف، وجائزة الدولة. وله العديد من الكتب

والدراسات العلمية والمقالات، وإنتاج أدبي من القصص والمسرحيات والروايات. ومات نحو ١٥ شعبان، ٢٧ يوليو.

ومن عناوين كتبه: صوت من الجانب الآخر (مقالات)، الفكر الاجتماعي في الرواية المصرية، المزامير (رواية)، النيل يجري في دمي: ذكريات إنسان يتحدَّى المرض، والعصر (رواية)، يسألونك عن الخوف وقصص أخرى، ثمار الشوك، ديار الجيل، الرحلة، بعد الخوف (مسرحية)، عقول للبيع (مسرحية)، حفلة طلاق (مسرحية)، ولو (مسرحية)، منشية البكري (رواية)، العام الأول للميلاد (رواية)، العام الأول للميلاد (رواية)،

فتحي إبراهيم الشقاقي (١٣٧١ - ١٤١٦ه = ١٩٥١ - ١٩٩٥م) الأمين العام لـ«حركة الجهاد الإسلامي» في فلسطين.



ولد في مخيم رفح بقطاع غزة، وتنتمي عائلته أصلًا إلى قرية زرنوقة في قضاء الرملة، وقد شردت هذه العائلة من القرية إلى داخل فلسطين عام ١٩٤٨م. درس في جامعة بيرزيت، وحصل على دبلوم الرياضيات والعلوم، عمل مدرسًا في القلس أربع سنوات، ثم حصل على إجازة في الطبً من جامعة الزقازيق بمصر عام ١٠٠٠ه، الموسوعة (١) الأهرام ع ١٥٠٥ (١٥/١/١٢١٨م)، الموسوعة التومية للشخصيات المصرية ص٢٥١، معجم الرواتين

قبل عودته إلى القدس، حيث بدأت رحلته داخل السجون الإسرائيلية. اعتقل عام ١٤٠٣ه لمدة عام، ثم أعيد اعتقاله عام ١٤٠٦هـ، وحُكم عليه بالسجن أربع سنوات، لكن اتصالاته بدالجهاد» استمرت من داخل السجن، فأبعدته السلطات الإسرائيلية عام ١٤٠٨ هـ إلى لبنان، حيث أقام فترة سنة. وانتقل بعدئذ إلى دمشق. وكانت البدايات الأولى من اهتمامه بالدعوة الإسلامية والجهاد الإسلامي بعد الاحتلال اليهودي لقطاع غزة عام ١٣٨٧ه (١٩٦٧م)، فكانت الجلسات في الأحياء وفي بيته مستمرة. وكانت فرصة ذهبية له عندما درس الطبَّ في الزقازيق للوعى بالتجربة التنظيمية والحركية للإحوان المسلمين، والمعايشة عن قرب مع قياداتها. وكانت مشاعر الجيل تتأجج وتلتهب أنفاسه بنبض الثورة على المحتلّ. فمال إلى أسلوب الخميني في «الثورة والانتصار»، وبدأ في تعبئة الشباب الإسلامي وتحريك حالة الوعى فيه بالنموذج الإيراني في التغيير، وقد لاقت نظرية «الإسقاط عن طريق الجماهير» استحسانًا عند الكثير من شباب الحركة الإسلامية في فلسطين، وكان معروفًا بين الشباب بقدرته التنظيرية، وإمكانياته في التخطيط والاستراتيجية، حيث كانت مقالاته المنشورة في مجلة «المختار الإسلامي»، تمثل طرحًا فكريًا جريئًا، واندفاعة متسارعة، رأى البعض فيها تجاوزًا لابدً من ضبطه، وإعادة التحكم فيه، ليتوافق مع الخطِّ العام في رؤية الحركة لمنهجية البناء والتغيير، وكان الخطاب الإعلامي والتثقيفي الذي حملته الوسائط الاعلامية المتاحة له آنذاك بمثابة طرق متواصل في اتجاه الثورة، مما شكل حالة قلق للقيادة الإخوانية، فالنموذج الإيراني بالرغم من حيويته، إلا أن محاكاته تكتنفها الصعوبة والأخطار، وعندما قام بنشر

#### 22/YY SUNDAY

البيخ به مساحا من عبد حسان الدر مدر الدر مدر الدر مدر الدر محد البيخ بين المدر الدر محد المدرس المدرس المدرس المدرس المدرس المدرس المدارس الم

#### فتحى الشقاقي (خطه)

الملون في كان مكان

كتابه الأول «الخميني .. الحل الإسلامي والبديل» بالقاهرة في ١٣٩٩هـ وتمَّ على إثر ذلك اعتقال بعض قيادات الإخوان، وُضع الكثيرُ من عناصر التنظيم الفلسطيني «تنظيم بلاد الشام» تحت المراقبة، واعتبر البعض أن هذا الاجتهاد يعدُّ خروجًا على نصوص الطاعة التنظيمية، فكان الفراق، ولم يكن هذا الفراق تحديًا لشرعية القيادة الإخوانية للساحة الإسلامية، ولكنه كان محاولة للانطلاق ببعض الرؤى والاجتهادات المستقاة من التجربة الإسلامية في إيران، وكانت نظرة الدكتور فتحى ونظريته -آنذاك - أن علينا أن نشعل فتيل الجهاد، وسيلحق بنا الناس لنحقق بهم الثورة، تلك الثورة التي ستمتدُّ شرارها إلى كل العواصم الإسلامية، ويتحول بالتالى الموضوع الفلسطيني إلى «هـمّ» داخلي للحركة الإسلامية، تمارسه وتحياه وتعيشه معايشة يومية، فلا يقف المسلمون - عند ذلك - موقف المتفرج فيما تدور الأرض والزمن والتاريخ.

اغتيل في مالطة في (٢) جمادى الآخرة، الموافق لـ(٢٦) تشرين الأول (أكتوبر) وهو في طريق عودته إلى دمشق من زيارة إلى ليبيا دامت (٢٠) يومًا، في محاولة لإقناع الرئيس الليبي بوقف عمليات إبعاد الفلسطينيين من

هناك. وكانت المخابرات اليهودية هي التي قامت بعملية الاغتيال، وأعلن في الكيان الصهيوني أن رجل الموساد «شاؤول روبين» الذي نفذ العملية مات على شاطئ في كوستاريكا، وأن تمساحًا ضخمًا ابتلعه خفر السواحل من انتشال حثته.

#### وصدر فيه من الكتب:

فتحي الشقاقي شهيدًا: سيف الجهاد المشرع في زمن الموساد: القصة الكاملة للاستشهاد.

فتحي الشقاقي الشاهد والشهيد/ محمود سرساوي، عدنان على.

فتحي الشقاقي صوت المستضعفين في مواجهة مشروع الهيمنة الغربي/ محمد مورو.



حركة الجهاد الإسلامي أسسها فتحي الشقاقي

وإضافة إلى كتابه المذكور سابقًا، فقد صدرت أعماله الكاملة بعد وفاته بعنوان: رحلة الدم الذي هزم السيف: الأعمال الكاملة للشهيد فتحي الشقاقي/ [جمعها] رفعت سيد أحمد؛ تقليم أحمد صدقي الدجاني وآخرين(۱).

(۱) أبطال فوق الخيال ص۱۰۱، ملحق موسوعة السياسة ص۲۹۸، صراعات القرن العشرين ص۳۹۸، المجتمع ع ۱۱۷۵ ۱۸، وع ۱۱۹۳ مر۲، وع ۱۱۹۳ مر۲، وع ۱۱۹۳ مر۲، وع ۲۰۰۳ مر۲، الحياة ع ۲۰۰۳ مرد(۱۲۳/۱۱/۵) والحلقات التالية، موسوعة رجالات من بلاد العرب ص۲۰، الإصلاح (البحرين) ع ۱۱۰ ص۲۸،

فتحي أحمد حسن (۲۰۰۰ - ۲۳۲ ه = ۲۰۰۰ - ۲۰۱۱م) (تكملة معجم المؤلفين)

فتحي أحمد الخولي (۱۳۴۱ - ۱۳۳۱ه = ۱۹۲۲ - ۲۰۱۰م) داعية تربوي محسن كريم.



ولادته في قرية برشوم الكبرى التابعة لمركز طوخ بمحافظة القليوبية في مصر، تخرَّج في دار العلوم، ومعهد التربية بجامعة عين شمس في القاهرة، عمل مدرسًا للغة العربية بمدارس مصر وليبيا وسورية، ثم انتقل إلى السعودية ليدرِّس في معاهدها وكلياتها. ثم كان أمينًا للتوعية الإسلامية بجدة ومشرفًا على مدارس لتحفيظ القرآن الكريم، وكرِّم لكونه أول مدير للمعلمين بجدَّة، وأنشأ فيها (مدارس التيسير) الخاصّة عام ١٣٨٨ه، فكانت أولى المدارس الخاصة بها، وحرَّجت المئات من الشباب السعوديين والعرب. وكانت حياته حافلة بالدعوة، فقد انتمى إلى جماعة الإحوان المسلمين، وبقي نموذجًا وقدوة في الخلق والعمل الدؤوب بها حتى وفاته، وقد نزع منه جمال عبدالناصر الجنسية المصرية بسبب انتمائه للجماعة، وكان موتلًا للإخوان في مواسم الحج والعمرة بمكة المكرمة، وصاحب إحسان ومبرات مشهودة في الحماعة، وقد تبرَّع بجميع أملاكه وعقاراته وكلِّ ماله بمصر لله هبة لعدد من المشروعات، منها مشروع مدينة علمية

موسوعة الحركات الإسلامية ص٣٢٤، أعلام من جيل الرواد ص ٣٩٧، موسوعة أعلام فلسطين ٢/٦٪ (وفيه اسم والده عبدالعزيز، وهو جده).

كاملة تضمُّ ثلاثة معاهد علمية، يدرس فيها مئات الطلبة والطالبات، إلى جانب أماكن لتحفيظ القرآن الكريم، ومشروعات صحية، ومحطة لتجهيز وتصدير الفاكهة، وغير ذلك. وقد توفي بمكة المكرمة يوم ١٧ جمادى الأولى، الأول من مايو. رحمه الله.



فتحي الخولي مؤسس مدارس التيسير بجدة

وله مجموعة مؤلفات مدرسية وغيرها، منها: قطوف لغوية، قواعد الترتيل الميسرة، دليل الإملاء وقواعد الكتابة العربية(١).

## فتحي أحمد عامر (۱۰۰۰ - ۱۲۲۱ه = ۲۰۰۰ - ۲۰۱۰م)

حاصل على الدكتوراه من قسم البلاغة والنقد الأدبي والأدب المقارن في كلية دار العلوم بجامعة القاهرة عام ١٣٨٩ه، ثم كان أستاذ الدراسات القرآنية والبلاغية والنقدية بجامعتي القاهرة فرع الخرطوم، والزقازيق. عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، عميد المركز الثقافي الإسلامي بالزقازيق. وله مقالات، منها في مجلة «المنهل» السعودية. توفي يوم ٥ شعبان، ١٧ تموز (يوليو).

من مؤلفاته: بلاغة القرآن بين الفنّ والتاريخ: دراسة تاريخية فنية مقارنة، فكرة النظم بين وجوه الإعجاز في القرآن الكريم (أصله ماجستير)، المعاني الثانية في الأسلوب القرآني (أصله دكتوراه)، من قضايا التراث العربي: دراسة نصية نقدية

(١) إخوان ويكي (استفيد منه في ربيع الآخر ١٤٣٢هـ) مع إضافات.

تحليلية مقارنة، الشعر والشاعر (١).

#### فتحي أحمد محمود (۱۳۵۸ - ۱۲۲۷ه = ۱۹۳۹ - ۲۰۰۲م) فنان أكاديمي.

عرف باسمه الثنائي الأول.



من مواليد محافظة قنا نجع حمادي بمصر. حصل على الدكتوراه في «القيم التشكيلية للمدرسة التعبيرية في فن الحفر البارز» من كلية الفنون الجميلة بالقاهرة. وتعيَّن وكيلًا لكلية الفنون الجميلة بالمنيا، واشترك في معارض جماعية خارجية وداخلية، ومسابقات. له مقتنيات خاصة في دول وصمَّم أغلفة كتب، وأخرج رسوم محلات، وعمل رسامًا وناقدًا فنيًا. وارتبط اسمه بالحفر على الخشب. عضو مجالس وجمعيات، منها عضويته في نقابة الفنانين التشكيلين. وحصَّل (١٠) جوائز وأوسمة دولية.

وله: فنّ الجرافيك المصري (وهو تراجم مصرية لمن تخصص في هذا الفنّ)، ومعناه: فنُّ الحفر أو الفنُّ المطبوع<sup>(١٢)</sup>.

#### فتحي البسيوني (۲۰۰۰ – ۱٤۲۸ه = ۲۰۰۰ – ۲۰۰۷م) ذاعي.

(۲) نعي بالاسم الثلاثي الملكور، بينما ورد اسمه على رسالتيه: «فتحي عامر أحمد بحواش»، وطبعت رسالتاه أو إحداهما باسمه المثبت أعلاه، وبه طبعت مؤلفاته الأخرى.
(۳) وترجمته من كتابه للذكور، ومن قطاع الفنون التشكيلية بموقع وزارة الثقافة المصرية.



من مصر. مدير عام قسم الأخبار في الإذاعة المصرية، مراسل القسم العربي ومدير برامج الإذاعة البريطانية بالقاهرة، مراسل إذاعة وتلفزيون الإمارات والسعودية. امتدً عمله الإذاعي في كلّ هذا سنوات طويلة. مات في ١٥ ربيع الآخر، ٢ آيار (مايو). له كتاب: الإذاعة البريطانية: ما لها وما علها.

فتحي بسيوني دعبس (١٣٤٧ - ١٤٢٠ه = ١٩٢٨ - ١٩٩٩م) (تكملة معجم المؤلفين)

فتحي الجندي (۰۰۰ - بعد ١٤١٥ه = ۰۰۰ - بعد ١٩٩٥م) (تكملة معجم المؤلفين)

فتحي حسن عامر (١٣٧٧ - ١٤٢٥ هـ = ١٩٥٧ - ٢٠٠٥م) (تكملة معجم المؤلفين)

فتحي حسين (۱۳۳۸ - ۱۶۲۱ه؟ = ۱۹۱۹ - ۲۰۰۰م) مصوّر فوتوغرافي ريادي.



ولادته في قرية الامباركاب في النوبة بمصر.

درَّس، ثم عشق التصوير، فعمل في عدة صحف محلية، وكوَّن مع صديقه رشاد القوصى أول وكالة مصورة بالقاهرة، وراسل عددًا من الصحف العربية والمصرية، وعمل بالأهرام، وكان رئيس قسم التصوير بما في الإسكندرية. أحبَّ الموضوعات ذات الطبيعة الخطرة، أبرزها تسجيله ثورة اليمن، فكان أول صحفى يدخلها، وكاد يفقد حياته فيها، كما قام بتسجيل اغتيال رئيس وزراء الأردن وصفى التل... وغيرها. أصبح رئيسًا لاتحاد مصوري الصحف بإفريقيا سنة ٤٠٦ه، وانتخب عدة مرات وكيلًا وسكرتيرًا ومراقبًا لنقابة الصحفيين، كما رأس تحرير محلة (الكاتب) وعمل بها حتى وفاته(١)٠

# فتحي خليل عبدالفتاح (١٣٥٤ - ١٤٢٨ه = ١٩٣٥ - ٢٠٠٧م)

مناضل وكاتب شيوعي.

من مصر. من تلاميذ لويس عوض. انضم إلى صفوف الحركة الوطنية والديمقراطية قبل ثورة ٢٣ يوليو منخرطًا في تنظيماتها السرية، شجن في العهد الناصري وعذّب مما أدَّى إلى فقد إحدى عينيه. أشرف على الملحق بجريدة الجمهورية، ثم كان نائب رئيس تحريرها. عيَّنه جابر عصفور رئيسًا لتحرير «المحيط الثقافي»، في مبنى المحلس الأعلى للثقافة عندما كان «أمينًا» عامًا له. ثم تغرّب وحصل على الدكتوراه من جامعة ليبزج سنة ١٣٩٢هـ (١٩٧٢م). وكان عضوًا في مركز دراسات مكافحة «الإرهاب» بصحيفة الجمهورية. مات في ٢٨ ذي القعدة، الموافق ٨ كانون الأول

(١) صفحة من الشبكة العالمية معنونة بـ (من أعمال الصحفي الفنان الراحل فتحي حسين) مؤرخة في ٢٠٠٠م. وصورته من موقع (منتديات كلام عراقي).

وله: مشكلات القرية المصرية خاصة الزراعية (رسالته في الدكتوراه)، ثنائية السجن والغربة، النيل والغضب (قصص)، شيوعيون وناصريون، الناصرية وتحربة الثورة من أعلى: المسألة الزراعية(٢).



فتحي الخولي = فتحي أحمد الخولي

فتحي الدريني = فتحي عبدالقادر الدريني

#### فتحى الديب (V371 - 3731 = 7781 - 7., 7a)

مخبر.



من مصر. أحد أبرز مؤسّسي جهاز المخابرات المصرية، مهندس علاقات ثورة (٢٣) يوليو مع العالم العربي، فكان مسؤولًا لعقدين من الزمن عن الاتصالات والعلاقات بين مصر والعالم العربي، وكان صاحب اقتراح إنشاء «صوت العرب». وله عدة كتب، منها: عبدالناصر وثورة الجزائر، عبدالناصر وحركة التحرر اليمني، عبدالناصر وثورة ليبيا، عبدالناصر وتحرير

(٢) الأهرام ع ٢٢٢٦٤، (٢٩/١٢/٨٩١هـ)، الوطين (السعودية) ع ۲۲۲۸ (۲/۱۰/۱۰).

المشرق العربي، عبدالناصر وثورة إيران(٣).

#### فتحى رزق (0071 - V.31a = 1791 - VAP1a) مراسل حربي، محرر صحفي عسكري.



ولد في الإسماعيلية. حصل على دبلوم الصحافة الأهلية، بدأ مسيرته الصحفية مراسلًا لصحيفة الجمهورية والاسماعيلية بمطلع الستينات الميلادية، ثم انتقل إلى جريدة (الأخبار) ليلمع اسمه من خلالها، حيث عاش وسط النار والأهوال على جبهة القناة ما بين حرب ١٩٦٧م و١٩٧٣ مراسلًا حربيًا، على امتداد (٢٥٠٠) يوم. وكان بارزًا من خلال عضويته بمجلس نقابة

وقدم مجموعة من الكتب، هي: رباعيات سيناء (٤ جر)، قناة السويس: الموقع والتاريخ، حسر قناة السويس، أدباء لا تغرب عنهم الشمس، وآخر حول الصحافة المصرية على امتداد ١٦٥ عامًا منذ صدور الوقائع المصرية في عهد محمد على عام ١٨٢٨ (١)٠

#### فتحى رضوان (PTT1 - P. 31 = 1191 - AAP15) سياسي قيادي حزبي.

(٣) الشرق الأوسط ٢٠٠٣/٢/٩م. وهو غير (فتحى عبدالمقصود الديب) الآتي. (٤) الجمهورية ٢١/٢/٨٨٩١م.



وهو نفسه «سيد فتحي رضوان». ولد في مدينة المنيا، انتقلت الأسرة إلى القاهرة وهو طفل رضيع، حصل على إجازة في الحقوق، عمل في جريدة «اللواء الجديدة»، ورأس تحريرها، كما عمل في المحاماة، واعتُقل بسبب مقالة كتبها عام ١٩٥٠ بعنوان «عهد الكلاب». وضع أساس فرقة الباليه، ومعهد الكونسرفتوار، ومركز الفنون الشعبية، وفرقة الرقص الشعبي ومسرح العرائس. وبدأ نضاله السياسي في صفوف الحزب الوطني بمصر، ثم شارك أحمد حسين في تأسيس «مصر الفتاة» في عام ١٩٣٣م لينفصل عنه حوالي عام ١٩٤٢م ويرجع لصفوف الحزب الوطني. ثم ينفصل ليؤسّس الحزب الوطني الجديد عام ١٩٤٩م. وكان على رأس المدنيين من رجال الحركة الوطنية الذين تعاونوا مع ضباط يوليو . . وشارك في الوزارة الأولى التي شكلها محمد نجيب (سبتمبر ١٩٥٢م) وزيرًا للدولة، ثم وزيرًا للإرشاد القومي، حتى استقال عام ١٩٥٨م. وإنصرف للمحاماة والتأليف حتى منتصف السبعينات، حيث تأجج مرة أخرى ليصبح أبرز معارضي سياسات السادات وأكثرهم حدة. ومات

نوقشت في أدبه رسالة ماجستير بعنوان: فتحي رضوان أديبًا/ علام حسن (جامعة الأزهر، ١٤١٣ه).

في ۲۱ صفر، ۲ أكتوبر.

بلغت كتبه حوالي الأربعين كتابًا.. كتب القصة والمسرحية مثل: دموع إبليس، السيرة الذاتية وسيرة الزعماء والقادة والمصلحين (مصطفى كامل، غاندي، ديفاليرا، موسوليني، طلعت حرب).

في التاريخ السياسي: مع الإنسان في الحرب والسلم، في التشريع والقانون.

في الإسلام وقضاياه: من فلسفة التشريع الإسلامي، الإسلام والمسلمون، عصر ورجال.

وأفرد كتابًا لطفولته: خط العتبة, وآخر لصباه: الخليج العاشق، وآخر لذكرياته في السحون والمعتقلات التي عرفها قبل 1907م أسماه: قبيل الفجر.

وله أيضًا: أفكار الكبار، ٧٢ شهرًا مع عبدالناصر (١).

فتحي الرملي = محمود فتحي الرملي

فتحى سعيد = محمد فتحي سعيد

فتحي سعيد جورجي (۱۰۰۰ – ۱٤۳۳ه = ۲۰۰۰ – ۲۰۱۲م) (تکملة معجم المؤلفين)

فتحي سلامة = فتحي إبراهيم السيد سلامة

فتحي سيد نصر (۱۰۰۰ - ۱٤۳۰ه = ۲۰۰۹ - ۲۰۰۹م) (تكملة معجم المؤلفين)

فتحى الشقاقي = فتحى إبراهيم الشقاقي

فتحي طه عبدالعزيز (۱۰۰۰ - ۲۲۲۱ه = ۲۰۰۰ - ۲۰۰۵م) (تكملة معجم المؤلفين)

فتحي عامر = فتحي حسن عامر

فتحى عامر أحمد = فتحى أحمد عامر

(۱) عمالقة من صعيد مصر ص ۱۳۳، الأفق ۱۹۸۸/۱۲/۸م، مع مشاهير الفكر والأدب ص ۱۱۱، أعلام مصر في القرن العشرين ص۲۱۱، شخصيات لها تاريخ ص ۱۹۰

فتحي عبدالخالق الكواملة (۱۳۵۱ - ۱۹۲۰هـ = ۱۹۳۲ – ۱۹۹۹م) مدرِّس شاعر.



ولد في قرية زكريا التابعة لقضاء الخليل، حصل على إجازة في اللغة العربية من جامعة بيروت العربية، وماجستير في التخصص نفسه من جامعة البنجاب بباكستان، درّس في الخليل، وفي إربد بالأردن، وفي ليبيا، وفي عجمان بالإمارات. ونشر قصائد له في الدوريات. ومات في إربد.



فتحي الكواملة (خطه)

دواوينه: الرحيل إلى المنفى الغائم، عندما تحرق الحروف، يا رسول السلام، في انتظار أوبة الجواد.

مؤلفاته الأخرى: في رحاب الخنساء، الأبعاد الإنسانية في شعر المقاومة الفلسطينية (خ)، فن الشعر العربي عبر العصور (خ)(٢).

(٢) دليل كتاب فلسطين ص١٦٥، معجم أدباء الأردن ١٤٩١، موسوعة كتاب فلسطين في القرن العشرين ٥٦٠/٢، معجم البابطين لشعراء العربية، موسوعة أعلام فلسطين ٥٣/١.

فتحي عبدالرحيم عبدالله (۱۰۰۰ - ۱٤۲۹ه = ۲۰۰۰ – ۲۰۰۸م) (تكملة معجم المؤلفين)

فتحي عبدالفتاح = فتحي خليل عبدالفتاح

فتحي عبدالقادر الدريني (۱۳۴۱ - ۱۶۳۶ه = ۱۹۲۳ - ۲۰۱۳م) أستاذ أصولي عالم.



ولد في مدينة الناصرة بفلسطين، حاز شهادة الدكتوراه من كلية الشريعة والقانون بجامعة القاهرة عام ١٣٨٥هـ، إضافة إلى سبعة دبلومات عليا من كليات الحقوق والآداب والشريعة. أقام في دمشق وعين أستاذًا في كلية الشريعة، فدرَّس الشريعة والقانون وأصول التشريع الإسلامي سنوات عديدة، وصار عميدًا للكلية، وأحيل على التقاعد عام ٤٠٨ ١هـ فانتقل إلى عمَّان، فكان أستاذ أساتذة كلية الشريعة فيها، وعيِّن أستاذًا للدراسات العليا، في قسم الدكتوراه الذي أنشأه، حتى عام ١٤٢٢هـ، كما درَّس في الجزائر أربع سنوات، وفي السودان سنتين. وكان حاضر البديهة، عجبًا في ذكائه ومنطقه، وفي قوة حجته ومنهجه العلمي الرصين، ورصانة تآليفه، وفصاحة لغنه، وحتى جهوريته، وفي علمه وغوره في علم أصول الفقه والتشريع، ونشر مئات المقالات والبحوث في المحلات العربية. توفي يوم السبت ٢٢ رجب، الأول من شهر حزيران (يونيو).

تآليفه: الحقُّ ومدى سلطان الدولة في تقييده (أصله دكتوراه)، نظرية التعسف

في استعمال الحقّ في الفقه الإسلامي، بحوث ودراسات في الفكر الإسلامي المعاصر (٣ مج)، المناهج الأصولية (في الاجتهاد بالرأي في التشريع الإسلامي)، بحوث مقارنة في الفقه الإسلامي في السياسة خصائص التشريع الإسلامي في السياسة والحكم، بحوث علمية وفقهية، بحوث مقارنة في الفقه وأصوله، حقُّ الابتكار في الفقه الإسلامي المقارن(١).

#### فتحي عبدالمقصود الديب (۲۰۰۰ – ۱٤۲۸ه = ۲۰۰۰ – ۲۰۰۰م)

باحث تربوي منهجي.

من مصر. أستاذ المناهج وطرق التدريس في كلية التربية بجامعة عين شمس، وجامعة الكويت للتقدم العلمي، ومعهد الدراسات التربوية بجامعة القاهرة. مات بصفط العنب بحيرة في أواخر شهر محرم، الأسبوع الثاني من فبراير.



#### فتحي عبدالمقصود (توقيعه)

كتبه المطبوعة: الاتجاه المعاصر في تدريس العلوم، تدريس العلوم والتربية العلمية (مع إبراهيم بسيوني عميرة)، المنهج المدرسي: أسسه وتطبيقاته التربوية (مع محمد علي محاور)، أعجب كتاب علوم بالنماذج الجسمة/ جاي يونج (ترجمة)، الإنسان والبيئة: دليل المعلم (للمرحلة الثانوية بالكويت، مع آخرين)، بحوث في تدريس العلوم (مع مصطفى بدران)، تقويم البرنامج التربوي لإعداد المدرس في قسم التربية بامعة الكويت (مع مصطفى بدران)،

(١) موسوعة أعلام فلسطين ٤٨/٦ وإضافات.

المنهج والفروق الفردية.

فتحي عبدالهادي عبدالجواد ( ۱۰۰۰ - ۱۹۲۵ه = ۱۰۰۰ - ۲۰۰۶م) (تكملة معجم المؤلفين)

فتحي عثمان = محمد فتحي عثمان

فتحي عرفات (١٣٥٦ - ١٩٣٥ هـ ١٩٣٧ - ٢٠٠٤م)



شقيق ياسر عرفات. تخرَّج في كلية طبّ قصر العيني بالقاهرة. أسَّس جمعية الهلال الأحمر في فلسطين، أقام مستشفيات في عدة دول وخرَّج أطباء، رئيس منظمة الصليب الأحمر والهلال الأحمر الفلسطيني، عضو مجلس وزراء الصحة العرب، رئيس أكاديمية فلسطين للعلوم والتكنولوجيا، رئيس المحلس الصحى الأعلى الفلسطيني، رئيس الوفد الفلسطيني في منظمة الصحة العالمية، رئيس اتحاد الأطباء والصيادلة الفلسطينيين، المستشار الصحى لياسر عرفات، أمين عام مساعد اتحاد الأطباء العرب، نائب رئيس مجلس وزراء صحة دول عدم الانحياز، عضو الجلس الثوري والمحلس الوطني والجحلس المركزي بمنظمة التحرير الفلسطينية. مات بعد ياسر عرفات بأيام قليلة، يوم الأربعاء ١٨ شوال، ١ ديسمبر (كانون الأول) في مصر.



فتحي عوفات مؤسس جمعية الهلال الاحمر الفلسطيني

فتحي علي حسين (۱۰۰۰ - ۱۲۲۱ه؟ = ۲۰۰۰ - ۲۰۰۰م) (تكملة معجم المؤلفين)

فتحي أبو عيسى = فتحي محمد معوَّض أبو عيسى

فتحى غانم = محمد فتحى غانم

#### فتحي أبو الفضل (١٣٣٢ - ١٤٠٧هـ = ١٩١٣ - ١٩٨٦م)

محرر صحفي، كاتب روائي، ناقد فني. من مصر . اكتفى بالتعليم حتى الثانوية العامة، عمل في بداية حياته بالمحكمة المحتلطة، وبالشهر العقاري، ثم كان محررًا، وناقدًا فنيًا بمجلة الإذاعة والتلفزيون، والأهرام، كتب الرواية، وكان عضوًا في المسابقات الروائية، وله العديد من القصص التي تحولت إلى أعمال سينمائية. ونال حائزة الدولة التقديرية على روايته: حافية على الشوك. توفي في ٢٨ ربيع الأول، ٣٠ نوفمبر.

كما صدر له: كل الجراح تلتئم، هذه أو أموت، الشمس تشرق غربًا، دموع على ذكرى، في مأدبة الجحيم، في سبيل الحرية، الثوب الضيق، رحلتي مع الرواية. وروايات أخرى له في (تكملة معجم المؤلفين)(١).

فتحي محمد البلعاوي (۱۳۲۸ - ۱۲۱۷ه = ۱۹۲۹ - ۱۹۹۹م) مناضل تربوي.

ولد في قرية بلعا التابعة لطولكرم بفلسطين. التحق بكلية اللغة العربية في الأزهر، وكان نائبًا لاتحاد الطلبة المسلمين بالأزهر، انضمَّ إلى جماعة الإخوان المسلمين، وشارك إخوانه في الجهاد بفلسطين عام ١٩٤٨م، وأسهم في تأسيس أول تنظيم طلابي فلسطيني عام ١٣٧١هـ (١٩٥١م) عُرف برابطة طلبة فلسطين، وكان أول سكرتير لها، وأسس محلة (نداء فلسطين) ورأس تحريرها، وكذا معلة (صوت اللاجئين)، وكتب مقالات سياسية وأدبية في صحف محلية عديدة، وكان ناشطًا وخطيبًا جماهيريًا متحمسًا لا يهاب. درَّس اللغة العربية في غزة، شارك في إنشاء نقابة المعلمين الفلسطينيين وانتخب أول نقيب لها، وقاد العديد من الفعاليات والمظاهرات الوطنية، وهو أحد مؤسسى حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) ثم كان في قطر، فدرَّس وعمل مديرًا لدائرة المناهج، وأسهم في تأسيس أول محلة (العروبة) عام ١٣٩٠هـ، وكانت له زاوية (نافذة العرب) في جريدة (العرب) القطرية، وكوَّن جماعة المسرح الوطني الفلسطيني، وترأس الاتحاد العام للكتّاب والصحفيين الفلسطينيين فرع قطر. ومنها إلى تونس ليمثل فلسطين في المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، وبعد قدوم السلطة الوطنية الفلسطينية عام ١٤١٤ه عيّن وكيلًا مساعدًا لوزير التربية. وتوفي بعمّان يوم الأحد ٧ صفر، ٢٣ حزيران(٢).

فتحي محمد الجويلي (۱۹۳۰ - ۱۹۳۰ه = ۱۳۲۹ - ۲۰۱۳م) دبلوماسی روتاري.

(٢) أعلام من جيل الرواد ص٢٠١٠.

من مواليد دمنهور بمحافظة البحيرة في مصر. حاصل على إجازة في التجارة، عمل سفيراً بوزارة الخارجية، ودبلوماسياً في عواصم العالم منذ عام ١٩٥٦م حتى والوفد، والأهرام، والأخبار، وكان عضو نادي روتاري البحيرة، ورئيس مجلس إدارة جمعية المحافظة، عضو مجلس إدارة جماعة الإخاء الديني، نال وسام الجمهورية من الطبقة الثانية، أعلنت وفاته يوم الثلاثاء ٢ محرم، ٥ نوفمبر. له ذكريات أصدرها في كتاب بعنوان: ذكريات سفير.

وله أيضاً: الوجه الآخر للدبلوماسية، حكايات دبلوماسية ومواقف سياسية (٢٢).

فتحي محمد سليم (۱۳٤٣ - ۱۹۲۹ه = ۱۹۲۶ - ۲۰۰۸م) عالم مفكر وداعية سياسي اقتصادي.



ولد في "منطة عزون" التابعة لقلقيلية، وحاز شهادة المعلمين الأولى. درَّس في بلاد الحجاز، وكان قد انضم إلى صفوف حزب التحرير في بدايات تأسيسه عام ١٣٧٣هـ، وبقي على ذلك حتى وفاته رحمه الله، وتقلد عدة مسؤوليات في الحزب، آخرها رئيس المكتب الفكري. وتعرض لكثير من المتاعب، فقد اعتقل لمقاومته الاحتلال البريطاني، وحوكم وسُجن في عتليت بعكا،

(٣) موقع اتحاد كتاب مصر (إثر وفاته).

 (۱) أهل الفن ص۲۰۷، معجم الروائيين العرب ص ۲۲۸، الفيصل ع ۱۱۹ (جمادی الأولی ۱۲۳۷هـ) ص۱۲۳۰

واشترك في حرب ١٩٤٨ مع المجاهد أحمد الداعور أحد أعضاء لجنة القيادة في حزب التحرير لاحقًا، واعتقل عام ١٣٨٠ه لانتمائه لحزب التحرير وحكم عليه سنتين ونصف في الأردن، كما اعتقل عام ١٣٨٨ه بتهمة محاولة قلب نظام الحكم في الأردن وحُكم عليه بالسجن خمسة عشر عامًا. وألقى محاضرات فكرية وسياسية، وكتب كثيرًا في محلة الوعي، ولم يتوقف عن الدعوة، وكانت له مكتبة ضحمة تزيد عن عشرة آلاف كتاب. توفي في شهر شوال، تسرين الأول.

وألف كتبًا، منها: الوثائق السياسية في القرنين التاسع عشر والعشرين (٥ مج)، مقدمة في كتابة علم التاريخ، الاستدلال بالظن في العقيدة، نظام النقد الدولي وأزمة الدولار، الأسواق المالية.

وله بحوث في موضوعات اقتصادية وسياسية، ووافاه الأجل وهو يكتب موضوعًا حول الأزمة المالية العالمية، وله ديوان شعر باسم العزوني، ومن أشهر قصائده (إنني أدري) في خمسمائة بيت، في الرد على قصيدة الطلاسم لإيليا أبو ماضي().

فتحي محمد عبدالنعيم (۰۰۰ - ۱٤۲٦ه = ۰۰۰ - ۲۰۰۰م) (تكملة معجم المؤلفين)

فتحي محمد عناية (فتحي يكن) (۱۳۵۲ - ۱۶۳۰ ه = ۱۹۳۳ - ۲۰۰۹م) داعية إسلامي منظّر مقعّد.

عُرف بـ«فتحي يكن» نسبة إلى جدِّه لأمه.

(۱) شبكة فلسطين للحوار ۲۰۰۸/۱۰/۱۲، موقع Deep Thinking ۲۰۰۸/۱۰/۱٤.



من مواليد طرابلس الشام. تربي في جمعية مكارم الأخلاق الإسلامية، ثم في جماعة عباد الرحمن، وتأثر بمجلة (الدعوة) التي كان يصدرها الإخوان المسلمون في مصر. حصل على دبلوم في الهندسة الكهربائية من كلية اللاسلكي المدين ببيروت، ودكتوراه شرف في الدراسات الإسلامية واللغة العربية. من الرعيل الأول بين مؤسِّسي الحركة الإسلامية بلبنان، متأثرًا بجهود الإخوان المسلمين وعلى رأسهم العلامة مصطفى السباعي رحمه الله. وتسلم الأمانة العامة للجماعة الإسلامية، وهي فرع الإخوان المسلمين بلبنان، ما بين سنة ١٣٨٢هـ و١٤١٢هـ. وانتخب عضوًا في محلس النواب، وأنشأ مع زوجته مني حداد يكن جامعة الجنان بطرابلس، وأشرف على موقع «دعوة نت» الإلكتروني، وقد غادر موقع المسؤولية عن الجماعة عام ١٢ -١٤١٣ هـ (١٩٩٢م) إثر خلافات تنظيمية، وتبنى بعدها مواقف سياسية على غير خطة الجماعة، وبعد مقتل رئيس الوزراء رفيق الحريري أسَّس «جبهة العمل الإسلامي» للخروج من أزمة السلطة بين الحكومة وحلفائها والمعارضة، وكان هذا التحالف ضدَّ السياسة الأمريكية مع موالاة للنظام السوري المتحالف مع إيران على غير التوجه السنى العام في البلد. وكان رحمه الله قمَّة في العطاء الإسلامي الرائع، في تقعيده لدعوة الإحوان المسلمين العالمية التي ظهر فيها التناسق مع اجتهاد سيد قطب رحمه الله، ووصف أداؤه السياسي بالمعتدل! وحظي باحترام إسلامي دعوي واسع في العالم، من خلال مؤلفاته التي أصبحت مرجعًا للدعاة،

وقد غلبت عليه النزعة الفكرية على العمل الحركي، وكان له وزن، وذو تأثير في الرأي العام. حضر ندوات ومؤتمرات ومهرجانات، وألقى محاضرات، وقدَّم أوراق عمل مشاركة في الدعوة والإصلاح. توفي يوم السبت ٢٠ جيران (يوليو) في نعي إسلامي عالمي يندر مثله.



فتحي يكن تولى الأمانة العامة للجماعة الإسلامية في لبنان (٣٠) عامًا

عُقد مؤتمر دولي عنه بعد وفاته، نظمته جامعة الجنان في ۱۱ – ۱۸/ ۲۰۱۰/۲م. ومما كتب فيه:

فتحي يكن رائد الحركة الإسلامية المعاصرة في لبنان/ على لاغا.

المضامين التربوية في كتابات فتحي يكن/ فلسطين الصيفي (رسالة ماجستير – الجامعة الإسلامية بغزة، ١٤٢٩هـ).

ومؤلفاته تزيد على (٣٥) كتابًا، وقد ترجم معظمها إلى عدد من لغات العالم، منها: أبجديات التصور الحركى للعمل الإسلامي، الإسلام فكرة وحركة وانقلاب، الإسلام والحنس، البيريسترويكا من منظور إسلامي (مع مني يكن)، حركات ومذاهب في ميزان الإسلام، العالم الإسلامي والمكائد الدولية خلال القرن الرابع عشر الهجري، فقه السياحة في الإسلام ونماذج من رحلات في أرض الله الواسعة، القضية الفلسطينية من منظور إسلامي، قوارب النجاة في حياة الداعية، كيف ندعو إلى الإسلام، ماذا يعنى انتمائى للإسلام، المتساقطون على طريق الدعوة كيف ولماذا؟، مشكلات الدعوة والداعية، نحو حركة إسلامية عالمية واحدة، المناهج التغييرية الإسلامية خلال

القرن العشرين، قطوف شائكة من حقل التجارب الإسلامية. وله مؤلفات أخرى ذكرت في (تكملة معجم المؤلفين)(١).

#### فتحي محمد محمد سالم (۱۰۰۰ - ۱۲۲۸ه = ۲۰۰۰ - ۲۰۰۷م) (تكملة معجم المؤلفين)

# فتحي محمد معوَّض أبو عيسى (١٣٥٦ - ١٩٣٧ هـ ٢٠٠٨م)

ولد في مدينة طنطا، حصل على الماجستير والدكتوراه من كلية اللغة العربية بجامعة الأزهر في الأدب والنقد، وكان موضوع رسالة الدكتوراه (الفكاهة بعد الجاحظ). درَّس في كلية التربية بجامعة المنوفية، ثم كان عميدًا لكلية اللغة العربية بالمنوفية أكثر من مرة، كما درَّس في الرياض عام ١٤١٩هـ. مثّل جامعة الأزهر في العديد من المؤتمرات، وكان من الشخصيات العلمية الذين يعتزون بلغتهم العربية الأصيلة نطقًا وكتابة، وعضو شرف في رابطة الأدب الإسلامي العالمية، أشرف على الكثير من رسائل الماجستير والدكتوراه، وكان عضوًا باللجنة العلمية الدائمة لترقية الأساتذة، وأُعير إلى عدد من الجامعات العربية. مات نحو ٢٤ جمادي الأولى، نحو ٢٩ أيار (مايو).

والَّف كتبًا، من مثل: الفكاهة في الأدب العربي إلى نهاية القرن الثالث الهجري (أصلة ماجستير)، في مرآة النقد العربي، القديم، دراسة في مناهج البحث الأدبية من قيثارة الشعر العربي، القضايا الأدبية والفنية في شرح المرزوقي لديوان الحماسة، الفكاهة بعد الجاحظ: دراسة ونقد ومقارنة (دكتوراه)(٢).

 (١) مع الحركات الإسلامية في العالم/ حسام تمام ص٩٧، إخوان ويكي (جمادى الآخرة ١٤٣٢هـ)، الموسوعة الحرة (في اليوم التالي من وفاته).

(٢) الأدب الإسلامي ع ٢٠ (١٤٢٩هـ) ص١٤٣٠



فتحي محمود سالم (۱۰۰۰ - ۱۹۲۵ه = ۱۰۰۰ - ۲۰۰۴م) باحث وخبير زراعي.



من مصر. حصل على دبلوم عال في فلاحة البساتين من كلية الزراعة بالجيزة سنة ١٣٧١هـ، معيد لبحوث البساتين بشعبة الحدائق النباتية، مراقب فني لحديقة المتحف الزراعي، انتدب مراقبًا زراعيًا لوزارة الإسكان، ومهندسًا استشاريًا وخبير الطبيعة، أستاذ بقسم الحشرات الاقتصادية في كلية الزراعة بجامعة المنوفية. قام بتصميم مثل حديقة فندق هليوبوليس، وفندق وتنسيق كثير من الحدائق العامة بالقاهرة، مثل حديقة فندق هليوبوليس، وفندق هيلتون، وفندق قصر النيل، وحديقة قصر القاهرة، ومعهد الطيران، والاستاد الرياضي بحلوان. مات في أواحر شهر شعبان، أوائل شهر تشرين الأول (أكتوبر).

من مؤلفاته: التشجير المعماري (مع محمد حماد)، أشجار الحدائق وشوارع المدن

بالوطن العربي (مع السابق)<sup>(۱).</sup>

فتحي محمود سليمان (١٣٤٢ - ١٩٤١ه = ١٩٢٣ - ١٩٩١م) (تكملة معجم المؤلفين)

فتحي المرصفاوي (۰۰۰ - بعد ۱٤۰۷هـ = ۰۰۰ - بعد ۱۹۸۷م) باحث في القانون وفلسفته.

من مصر. رئيس قسم فلسفة القانون وتاريخه بكلية الحقوق في جامعة القاهرة، عضو جمعية القانون الدولي بلاهاي، عضو مجلس إدارة الجمعية الدولية لتاريخ القانون بباريس، السكرتير الفني للجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع.

من عناوين كتبه التي وقفت عليها: دراسة تطبيق الشريعة الإسلامية في مصر، فلسفة نظم القانون المصري، دور الجيش في الإدارة والاقتصاد في مصر الفرعونية، فلسفة القانون وتاريخه: تاريخ القانون المصري، فلسفة القانون وتاريخه: تاريخ النظم الاجتماعية القانونة، القانون الجنائي والقيم الخلقية.

فتحي نجيب = محمد فتحي محمد نجيب

فتحي يكن = فتحي محمد عناية

أبو الفتوح عفيفي شوشة (١٣٤٧ - ١٤٣١هـ = ١٩٣٩ - ٢٠١٠م) داعية بحاهد.



(٣) وترجمته من كتابه الأخير.

ولد في كفر وهب التابعة لمركز قويسنا في محافظة المنوفية، وكان والده شيخ البلد وإمام المسجد فيه، وعن طريقه تعرف على دعوة الإخوان المسلمين، فقد كان والده من محيّ الإمام حسن البنا، ثم التقي به هو نفسه، وحرص على حضور درسه في الثلاثاء خاصة، وشارك إخوانه في الجهاد بفلسطين عام ١٩٤٨م، وعندما تحرَّكت مجموعات للحرب أطلق فوق رؤوسهم طلقات نارية لإرهابهم، فإن عدوى الهرب تسري في الجنود إن لم توقف بحزم، وبعد أن عاد الإخوان من الجهاد اعتُقلوا ورحّلوا إلى الطور، ثم حارب ضد العدوِّ البريطاني المحتارٌ عام ١٣٧١ه (١٩٥١م)، واختير مع آخرين لتولى عملية صيد الدبابات. وعندما توترت العلاقات بين الإخوان وحكومة عبدالناصر كان من بين من اعتُقل وتعرّض لتعذيب وحشى، وقضى في السجن (١٧) عامًا، لاقى فيها ألوان العذاب والتنكيل، واعتُقل عام ١٤٢٨ه كذلك، وفي السنة التالية، وكان قد جاوز الر٥٨) عامًا، لكن أُفرج عنه بعد ساعات. وكان قد اختير نائبًا عن الإخوان في مجلس النواب عام ١٤٠٧هـ. وتوفي بعد ظهر يوم الثلاثاء ٦ جمادى الأولى، ٢٠ أبريل.

وقد سجل ذكرياته وصدرت في كتاب بعنوان: رحلتي مع الإخوان المسلمين(١).

#### فتوح محمود أبو العزم (۰۰۰ - بعد ۱٤۱٦هـ = ۰۰۰ - بعد ۱۹۹۵م) (تكملة معجم المؤلفين)

#### فتُّوح هبُّ الريح (۱۳۳٤ - ۱۶۲۳هـ = ۱۹۱۰ - ۲۰۰۲م) (تكملة معجم المؤلفين)

#### الفتى الزواوي = عبدالعزيز بن بازي

(١) إخوان ويكي (استفيد منه في ١٤٣٢/٤/٥هـ).

#### الفتى مهران = محمد مهران السيد

#### فتیح عقلة عرسان (۱۳۲۱ - ۱۶۰۳ه = ۱۹۶۱ - ۱۹۸۳م) (تكملة معجم المؤلفين)

## فجر = فرج جبران

فخر الدين إبراهيم الحسني (١٣٢٩ - ١٤٠٧ه = ١٩١١ - ١٩٨٧م) عالم خطيب.

حفيد المحدث الشيخ محمد بدر الدين لحسني.



من دمشق. قرأ على جده في دروسه العامة، وحضر كثيرًا من دروسه الخاصة، وقد تربّى في حجره، ولما توفي دخل في رعاية عمه رئيس سوريا محمد تاج الدين الحسني، ثم في رعاية تلميذ جده الخاص الشيخ يحيى زميتا المكتبى. بدأ حياته كاتبًا في الفتوى العامة، ثم أصبح مديرًا لإدارة الإفتاء العام والتدريس الديني من عام ١٣٧١هـ إلى عام ١٣٨٨ه. وأوفد إلى الاتحاد السوفييتي، والصين، وحضر مؤتمرات إسلامية مع الوزراء في أنحاء متعددة من العالم. وكان عضو الجلس الإسلامي الأعلى، وعضو معلس الأوقاف المحلى، وعضو معلس الإفتاء الأعلى، ومديرًا لمعهد جمعية إسعاف طلاب العلوم الإسلامية، ورئيسًا لجمعية دار الحديث النبوي الشريف، وخطيبًا لجامع

دار الحديث مكان جده. وكانت له محالس في داره للمذاكرة في العلم، يحضرها كبار العلماء وأهل الفضل. توفي يوم الاثنين ١٩ شوال.

وله مؤلفات لم تطبع(۲).

فخر الدين خالد عبده (۲۰۰۹ - ۱٤٣٠ = ۲۰۰۹ م) (تكملة معجم المؤلفين)

فخر الدين علي أحمد (١٣٢٤ - ١٣٩٧هـ = ١٩٠٦ - ١٩٧٧م) رئيس الهند.



من حزب المجلس الوطني الهندي. تولى رئاسة الهند (١٣٩٤ - ١٣٩٧هـ) = ٢٤ أغسطس ١٩٧٧ - ١١ فبراير ١٩٧٧م. ومات في ٢٢ صفر، ١١ شباط.

فخر الدين محمد (١٣٤٣ - ١٤١٤ه؟ = ١٩٢٤ - ١٩٩٤م) (تكملة معجم المؤلفين)

فخر النساء زيد (١٣١٩ - ١٤١٢ه = ١٩٠١ - ١٩٩١م) رسامة نحاتة.

والدها «شاكر باشا» مؤرخ من كبار رجال الدولة، ونسبتها إلى زوجها الثاني.

ولدت في إستانبول من عائلة عريقة. تخرجت في مدرسة الفنون بالأكاديمية الإمبراطورية ، ثم في أكاديمية راتسن بباريس، ثم أكاديمية

(٢) أعلام دمشق في القرن الرابع عشر الهجري ص٣٧٩، الدعاة والدعوة: في العصر الحديث ٨٩٦/٢، تاريخ علماء دمشق ٥٢١/٣.

الفنون الجميلة بإستانبول. تزوجت من الكاتب التركي عزت مليح دفريم وطُلقت منه. أسَّست مجموعة «وال» للفنّ التركي المعاصر. تزوجت من الأمير زيد بن الحسين بن على عام ١٣٥٣هـ، أصغر أبناء الشريف حسين، وذهبت معه إلى لندن، حيث كان سفيرًا للعراق حتى نماية الحكم الهاشمي للعراق عام ١٣٧٨هـ وبعد وفاته استقرت في عمَّان عام ١٣٩٥هـ. اشتهرت بأعمالها الفنية في أنحاء تركيا، وأقامت معارض عالمية لفنها في (١٥) مدينة أوروبية وخاصة باريس، طوال أربعة عقود. توفيت بعمَّان يوم ٢٦ صفر، ٥ أيلول.



لوحة من عمل فخر النساء

وصدر فيها كتاب: فخر النساء زيد: متصوفة الفن والجمال/ حسين دعسة(١).

فخرى بن أحمد الخطيب (V371 - 7731a = A781 - 01174) مختار وأديب مناضل.



ولد في بلدة قالونيا التابعة لمدينة القدس، درس الابتدائية والثانوية في بلدته، ودخل (١) آفاق الإسلام س ٣ع ٢ (١٩٩٥م) ص٧٩، إبداعات

سلك الشرطة، وأثناء الاحتلال البريطاني لفلسطين التحق بجيش الجهاد، ثم مضى إلى الأردن ليعمل في الأمن العام، زاول أعمالًا حرة، ثم كان مختارًا في بلدته، ونشط في القضية الفلسطينية من خلال موقعه. من مؤلفاته: قالونيا الإنسان الأرض التاريخ، تراث قالونيا الشعبي الفلسطيني، ألف مثل ومثل مع تفسيرها، مذكرات (خ)، قصائد

فخري البزَّاز (1071 - P731a = 77P1 - A . . Ya) مهندس زراعي بيولوجي.



من مواليد بغداد. شقيق رئيس الوزراء عبدالرحمن البزاز. حصل على شهادة الدكتوراه في موضوع البيئة النباتية من جامعة ألينوى بأمريكا، درَّس في كلية العلوم بجامعة بغداد، ورجع إلى جامعة ألينوى وعمل فيها رئيسًا لقسم بيولوجيا النبات، ثم رئيسًا لمدرسة علوم الحياة. تبوًّأ بعدها كرسى الأستاذية لعلم البيولوجي بجامعة هارفارد في بوسطن، وحاز في رحلته العلمية بما جوائز علمية تقديرية على مستوى أمريكا والعالم، وخاصة في دراسة مشكلات البيئة. وقد استدعاه الكونغرس مرة للإدلاء بتفسيره عن تأثير المناخ العالمي على النباتات، حيث كان من أبرز العلماء المختصين في دراسة تأثير تزايد غاز ثاني أكسيد الكربون على النباتات. وتوفي يوم

الأربعاء ٢٩ محرم، ٦ شباط. له بحوث، وثمانية كتب باللغة الإنجليزية (٣).

فخري الدباغ = فخري محمد صالح الدباغ

فخري محمد صالح الدباغ (A) 9 / 6 - 1949 = A) £ . £ - 17 £ /) طبيب نفساني أكاديمي، باحث لغوي.



ولد في الموصل، حصل على إجازة في الطب والجراحة، وعلى دبلوم في الطب النفساني من إنحلترا، وعلى عضوية وزمالة الكلية الملكية للأطباء النفسانيين بها. مارس عمله الطبي في عدد من المستشفيات، ثم استقر في كلية الطبّ بجامعة الموصل. وصار عميدًا للكلية، ووكيلًا لرئيس الجامعة فيها، ثم عمل مدة في وزارة التعليم العالى والبحث العلمي مديرًا عامًا لمركز التعريب، عاد بعدها إلى جامعة الموصل ليعمل أستاذًا للطبّ النفساني. وكان عضوًا في عدد من الجمعيات العلمية في العراق، وفي بعض الجمعيات العلمية في العلوم النفسية في إنجلترا. واحتير عضوًا عاملًا في الجمع العلمي العراقي سنة ١٣٩٨هـ، وألقى أبحاثًا عن الطب الروحاني في لجنة التراث العلمي العربي، وكان له دور متميز في إعداد مصطلحات علم النفس، إضافة إلى مساهمته في إعداد مصطلحات علم الحيوان. توفي مساء يوم الأربعاء ١٥ ربيع الآخر، ١٨ كانون الثاني (يناير) إثر حادث (٣) شبكة العراق الأخضر (٤٣٣)، موقع الحوار المتمدن

3 9 1 17 ( 7 1 / 7 / 1 . . . 7 9).

(٢) معجم البابطين لشعراء العربية.

سروري.

أسهم في الإنتاج الفكري في ميدان اختصاصه، وفي ميادين التدريس والإدارة والتوجيه، فنشر ثلاثة عشر كتابًا بالعربية، وبعضها وثلاثين مقالًا معظمها بالعربية، وبعضها بالإنجليزية، وأعدَّ للنشر مقدارًا كبيرًا من الأبحاث.

ومن مؤلفاته: الموت اختيارًا: دراسة نفسية اجتماعية موسَّعة لظاهرة قتل النفس، السلوك الإنساني: الحقيقة والخيال، جنوح الأحداث: دراسة اجتماعية نفسية عامة لانحرافات الأحداث، الحرب النفسية، أصول الطبّ النفساني، غسل الدماغ، خطوات على قاع الحيط، في ضمير الزمن، علم النفس العسكري (بالاشتراك)، الأطباء علم النفس العسكري (بالاشتراك)، الأطباء الأدباء. وله مؤلفات أحرى ذكرت في رتكملة معجم المؤلفين)(۱).

فخري بن محمود العبيدي (١٣٤٥ - ١٤٠٨ هـ = ١٩٢٦ - ١٩٨٨م) (تكملة معجم المؤلفين)

فخري موسى نخلة ۱۳٤٣ - بعد ١٩٥٠هـ؟ ١٩٢٤ - بعد ١٩٨٥م؟) (تكملة معجم المؤلفين)

فخري ناجي الحالس (۱۳٤١ - ۱۹۲۱هـ = ۱۹۲۲ - ۱۹۸۱م) (تكملة معجم المؤلفين)

فدسو = محمد سعید جامی

(۱) مجلة المجمع العلمي العواقي مج ٢٤ جد٤، (ذو الحجة ٢٠ مد٤) و٣٠ الربح ١٥٠١هـ) ص٣٠٥، تأريخ أعلام الطب العواقي المعدم المؤلفين ١٩٨١، معجم المؤلفين والكُتاب العراقيين ١٩٨٦، موسوعة أعلام العرب المبلعين ١٩٧١، موسوعة أعلام العرب المبلعين ١٩٧١.

#### فدوى عبدالفتاح طوقان (۱۳۳٦ - ۱۹۲۶ه = ۱۹۱۷ - ۲۰۰۳م) شاعرة مطبوعة.

ولدت في نابلس، وفي مدارسها تعلمت، ثم ثقفت نفسها بنفسها، اعتنى بما شقيقها إبراهيم وأعطاها دروسًا في الأدب والشعر، تعلمت الإنحليزية وطالعت كتبها الأدبية، أخذت دورات تعليمية ومسائية هنا وهناك. وكانت نشأتما في أسرة وبيئة محافظة، فانتقل بها أخوها إلى القدس حيث يدرِّس هناك ليخلصها من الآداب المفروضة عليها، وكانت تتمرد عليها. ولما مات عادت إلى نابلس. تأثرت بأدب المهجر الشمالي، وزارت كثيرًا من الدول الأوروبية، وعاشت في لندن مدة. وكانت عضوًا في مجلس أمناء جامعة النجاح بنابلس، وأمينة السرّ فيها. وشعرها قوي جزل لا ينكر، وكان موشى دایان - وزیر دفاع الیهود - یری شعرها مؤثرًا في المقاومة، فزارها أكثر من مرة (!)، ونقلت قوله لجمال عبدالناصر: من حقكم أن تكونوا فخورين بعبدالناصر!! قال لها هذا بعد الهزيمة الفظيعة التي مُني بما في حرب حزيران (يونيو)، التي فلسفها إعلاميوه وسموها «نكسة»، كأنْ تقول «وعكة» أو «زكمة»!! وكانت معجبة إعجابًا راسخًا وقديمًا بجمال عبدالناصر، وتقول: «الله في السماء وعبدالناصر في الأرض»! على الرغم من أن لقاءها به وحديثها عنه بإعجاب كان بعد تلك الهزيمة

الإسلام، فقد ذكرت أنه بسقوط الحجاب تطورت المرأة الحديثة! وكانت هوايتها المفضلة العزف على العود. ولم تتزوج. ومن شعرها قولها في ربمًا وخالقها عزوجل، وكأنها تضمر كفرًا أو إلحادًا:

وأنت يا من قيل عنه إنه هناك.

حـــانٍ لطيفٌ بالعباد.

أيـــن أنت لا أراك.

دعني أراك.. كي أقول إنه هناك.

ماتت يوم السبت ١٩ شوال، ١٣ كانون الأول (ديسمبر).

ومماكتب فيها:

فدوى تشتبك مع الشعر/ شاكر النابلسي. فدوى طوقان: نقد الذات: قراءة السيرة/ ريم العيساوي.

فدوى طوقان: ظلال الكلمات المحكية/ ليانة بدر (حوار).

فدوى طوقان: شعر والتزام/ غريد الشيخ. قراءة المحذوف: قصائد لم تنشرها فدوى طوقان/ المتوكل طه.

الاتجاه الإنساني في شعر فدوى طوقان/ مثيبة ماطر الفضلي (رسالة ماجستير – جامعة أم القرى، ١٤٢٨هـ).

فدوی طوقان: حیاتها وشعرها/ یوسف عطا الطریفی (۲۷۶ ص).

ظاهرة الحزن في شعر فدوى طوقان عدنان عزت الحاج (رسالة ماجستير - جامعة اليرموك).

فدوى طوقان شاعرة الأرض المحتلة/ متقال عبدالغني الشيخ زيدان (رسالة ماجستير

جامعة الأزهر،
 ١٩٩٩هـ).

الخصائص الأسلوبية في شعر فدوى طوقان/ فتحية إبراهيم صرصور (رسالة ماجستير - جامعة الأزهر بغزة).

الى العمد الركن الدُخ العِزِيرُ عبد الريادة الحيي ، وأمن عمل وفي من خما به معا علم بدور الريادة العيي ، واحترا) خالص ورتم لموت ر

### فدمىطمقان

فدوى طوقان (خطها)

المنكرة! ويبدو أنهاكانت متحررة من آداب

انادیة عودة (رسالة ماجستیر جامعة بون، ۱۲۱۸هـ) بالعربیة والألمانیة (منشورة).

اللغة في شعر فدوى طوقان: دراسة في ألفاظ البيئة الطبيعية ودلالاتما/ صالح أحمد أحمد (رسالة ماجستير - جامعة النجاح الوطنية، ١٤٢٣هـ).

فدوى طوقان: الموقف والقضية/ هاني أبو غضب.

دواوينها الشعرية: وحدي مع الأيام، وحدقما، أعطنا حبًا، أمام الباب المغلق، الليل والفرسان، على قمة الدنيا وحيدًا، تموز والشيء الآخر، ديوان فدوى طوقان، الأعمال الشعرية الكاملة، الفدائي والأرض، قصائد سياسية، كابوس الليل والنهار، اللحن الأخير، قراءة المحذوف: قصائد لم تنشرها فدوى طوقان/ المتوكل طه.

ومن مؤلفاتها الأخرى: رحلة صعبة: رحلة جبلية (مذكرات)، أخي إبراهيم، الرحلة الأصعب(١).

فرات الجواهري (۱۳٤٩ - ۱۹۱٦ه؟ = ۱۹۳۰ - ۱۹۹۹م) (تكملة معجم المؤلفين)

فراج الطيِّب السرَّاج (۱۳۵۲ - ۱۶۲۸ه = ۱۹۳۳ - ۱۹۹۹م) شاعر لغوي إذاعي.

(۱) فلسعلين والشعر ص ٢٤١، أعلام وأقرام ٢٧٦، الملاثون عامًا مع الشعر والشعراء ص ٢٧١، ٣٧٩، مصادر الأدب النسائي ص ٤٤١، معجم البابطين ٢٧٨/٣، شعراء الموسوعة النسائي ص ٢٨٠، فلسطينية ق ٢ مج ٣ العبرية الميسوة النسطينية ق ٢ مج ٣ شاعرات العرب ٢/ ١٤٠، أعلام الأدب العربي المعاصر شاعرات العرب ١٤٧١/ ١٤٠، أعلام الأدب العربي المعاصر ٢١٨/٨، موسوعة أعلام العرب المبلعين ٢٧١/١ الحياة ع ٢٧٤١، (٢١٠/١/٢١٤)، الأهرام ع ٢٧٤١ عرب كتاب فلسطين ص ٢٤، الفيصل ع ٣٢٩ ص ١٣٠، وعلام ع ٢٢١٠، الرافد ع ٢٧ ص ٢٢٠.



من أم درمان بالسودان. حاصل على دبلوم كلية التربية في طرق التدريس، عمل مدرِّسًا للغة العربية ورئيسًا لشعبتها سنوات طويلة، ومديرًا لثانوية. كاتب ومقدم البرنامج اللغوي الأدبي اليومي بإذاعة أم درمان «لسان العرب» لربع قرن! وله برامج إذاعية أخرى منها: من تراث العرب، مع الأدباء الشباب، نور القرآن، دراسات في الشعر الشعبي، رسالة النور، في محراب الشعر. وكان الأمين العام لاتحاد الأدباء السودانيين، ورئيس الاتحاد لثلاث دورات، ورئيس لجنة الشعر بالمحلس القومى لرعاية الآداب والفنون، والأمين العام للمجلس نفسه، ورئيس مجلس إدارة ديوان المصنفات الأدبية والفنية، وعضو مجلس إدارة جامعة القرآن الكريم، ومجلس أمناء بيت الثقافة، وعضو المحلس الوطني، وغيرها. شارك في العديد من المهرجانات الأدبية والشعرية في تونس والقاهرة وليبيا وبغداد.

وَلَمْدُوا وَالْحُوارُ وَالْمُوارُ وَالْمُوارُ وَالْمُوارُ وَالْمُوارُ وَالْمُوارُ وَالِورُ وَالْمُوارُ وَالْمُوارُ وَالْمُوارُ وَالْمُوارُ وَالْمُوار

فراج الطيب (خطه)

دواوينه الشعرية: دار السلام تحية وقضية، رؤيا عربية على ضفاف الرافدين(١).

#### فراس ياوزآوجي (۱۰۰۰ – ۱٤٣٢ه = ۲۰۰۰ – ۲۰۱۱م) (تكملة معجم المؤلفين)

#### فرانسوا حريري (۱۳۵٦ - ۱۹۲۱هـ = ۱۹۳۷ - ۲۰۰۱م) دبلوماسي حزبي آشوري.

ولادته في بلدة حرير بمحافظة أربيل، تخرَّج في دار المعلمين، وعمل محافظًا لأربيل، وكان أحد أبرز أعضاء الحزب الديمقراطي الكردستاني منذ أيام الملا مصطفى البارزاني، ثم أصبح وزير الخارجية في إقليم كردستان العراق. اغتيل في ٦ ذي الحجة، الموافق ١٨ شباط (فبراير)، واتحمت منظمة إسلامية باغتياله. والله أعلم (٢٠٠٠).

فرانسيس انظر أيضًا فرنسيس

#### فرانسیس جانسون (۱۳۲۱ - ۱۹۲۰ه = ۱۹۲۲ - ۲۰۰۹)

مؤسِّس شبكة «حاملي الحقائب»، خلال حرب التحرير.

دعم الجمهوريين في إسبانيا، وحارب ضمن المقاومة الفرنسية، وعُرف بدعمه للثورة الجزائرية، وقد أسَّس سنة ١٩٥٧ شبكة دعم لها تحمل اسمه «شبكة جانسون» تتكون من مجموعة مناضلين فرنسيين تعمل تحت تعليماته، ويتمثل دورهم الأساسي في جمع ونقل الأموال والوثائق المزورة لمناضلي جبهة التحرير الوطني العاملين في فرنسا، ومن ثم تحت تسميتهم به «حاملي فرنسا، ومن ثم تحت تسميتهم به «حاملي

(٢) معجم البابطين ٩٩،/٣ موسوعة الأدباء والشعراء العرب ٢٥٨/٢، تراجم شعراء وأدباء وكتاب من السودان ص٣٣٤، معجم المؤلفين السودانيين ٢٤/٣. ووردت وفاته في مصدر: ٥ أكتوبر ١٩٩٨م.

(٣) معلومات من وسائل إعلامية إثر وفاته.

الحقائب». ودفعت به نشاطاته من أجل القضية الجزائرية إلى العمل في السرية. ومات يوم السبت ١٠ شعبان، الأول من آب. كتب العديد من الكتب حول حرب الجزائر والتزامه، وخاصة كتاب: الجزائر الخارجة عن القانون (بمشاركة كولات جانسون، حربنا، منتصف الليل، الثورة الجزائرية: مشاكل وآفاق(۱).



#### فرانشیسکو غابرییلي (۱۳۲۲ – ۱۹۱۱ه؛ = ۱۹۰۶ – ۱۹۹۱م) مستشرق إیطالی.

ولد في روما، والده من كبار المستشرقين. درس في جامعة روما على كبار المستعربين. تعلم العلوم الإسلامية والأدب العربي بجامعة نابولي. حصل على كرسيّ جامعيّ في جامعة المعرفة بروما. أستاذ زائر بجامعة الجزائر. تبوأ عدة مراكز علمية في عدد من المؤسَّسات الإيطالية. اختصَّ بالآداب العربية، كما عُنى بالتاريخ والحضارة الإسلامية. قدَّم للقارئ الإيطالي عددًا من فرائد الأدب العربي والإسلامي، ونشر كثيرًا من المقالات في الصحف اليومية، وله الكثير من المداخلات الإذاعية والتلفازية، وشرح طبيعة الإسلام وتعاليم القرآن الكريم. نال عضوية أكثر من مجمع علمي، وكان رئيس المعهد الشرقى منذ عام ١٣٨٩هـ (۱۹۲۹م).

شارك في نشر التراث العربي والإسلامي

(١) حريدة البلاد (الجزائر) ٢٠٠٩/٨/٢م.

والاهتمام به حفظًا وتحقيقًا وترجمة. ألف ما يزيد على مئة وخمسين بحثًا وكتابًا، من أبرزها:

ألف ليلة وليلة في النقافة الأوروبية، تاريخ الأدب العربي، عالم الإسلام، ديوان الوليد بن يزيد (جمع وتحقيق)، خصائص الحضارة العربية الإسلامية، محمد والفاتحون العرب الكبار، اليوميات العربية للحروب الصليبية. وغيرها من المؤلفات التي كتبها هو، أو بالاشتراك مع غيره من المستشرقين، أو التي ترجمها من العربية إلى الإيطالية (٢).



فرانك شارلس سكران (١٣١٢ - ١٣٩٨هـ = ١٨٩٥ - ١٩٧٨) عام.



من مواليد قرية الرينة التابعة لقضاء الناصرة بفلسطين، وبها تعلم، ثم درَّس، سافر إلى واشنطن، ولاحظ أن اسمه (صالح) العربي غير مألوف في محيطه، فاختار اسم (فرانك شارلس سكران)، وانخرط في صفوف الحيش الأمريكي، وبعد تسريحه حصل

(۲) الفيصل ع ۳۱۶ (شعبان ۱۱۲۳هـ) ص۱۱۰.

على شهادة (أستاذ) في الحقوق السياسية، ومارس المحاماة هناك، فكان أول عربي أحرز الترخيص بالعمل محاميًا، وتشعب عمله. وكتب مقالات هناك لصالح القضية الفلسطينية، وترأس فرع واشنطن للقضية الوطنية.

وطبع له: قوانين المحاربين القدامى، أحجية فلسطين (تاريخ فلسطين منذ فجر التاريخ حتى عام ١٩٤٨م)، وهكذا دخلت موسكو، أمريكا والصهيونية، القدس لمن؟ (٣).

#### فرايا ستارك (١٣١١ – ١٤١٣ه؟ = ١٨٩٣ – ١٩٩٣م) حَالة.

من إنكلترا. جابت مختلف أقطار الشرق الأوسط ما بين ١٣٤٢ – ١٤٠٣ هـ، وألفت أكثر من (٣٠) كتابًا سردت فيها رحلاتها، إضافة إلى دراسات نشرتها في دوريات متخصصة، واعتبرت من أشهر الرحالة الغربيين في القرن العشرين الميلادي. وقد ألفت كتبها بالإنجليزية، وتُرجم بعضها إلى العربية.

ومن مؤلفاتها في حضرموت: البوابات الجنوبية لشبه الجزيرة العربية، مشاهد من حضرموت، شتاء في شبه الجزيرة العربية، ساحل البخور(أ).



(٣) موسوعة أعلام فلسطين ٦٧/٦. وذكرت عناوين مؤلفاته بالعربية، والأولان بالعربية والإنجليزية. (٤) حضرموت في كتابات فريا [هكذا] شارك/ مسعود عمشوش، ص٧.

فرتز تشبات = فریتز شتبات

فرج إبراهيم النجار (1341 - . 731a = 7791 - P . . 74) داعية قيادي.



ولادته بقرية (ميت خاقان) التابعة لمركز شبين الكوم في محافظة المنوفية، بداية معرفته بالدعوة عند لقائه بالإمام حسن البناء الذي أخذ منه البيعة، وحضر درسه الأسبوعي كلّ يوم ثلاثاء، ويذكر أنه قابل أناسًا من مختلف القارات لكنه لم يجد في لقائهم تأثيرًا كتأثير البنا، قال: ولذلك حينما تنظر إليه تقول إنه أتى برسالة ليتمِّمها ثم يرحل. ونشط في الدعوة، وكوَّن شعبة لها في قريته، التي تحولت على يديه وإخوانه من مناصرة الوفد إلى تأييد الإحوان المسلمين. وضمَّه الشهيد يوسف طلعت إلى النظام الخاص، فكوَّن النظام في محافظات القليوبية والمنوفية والغربية وكفر الشيخ، وصار مسؤولًا عنه فيما بعد، وقام بعمليات فدائية في المنوفية ضدً الحيش الإنجليزي، وفجّر مبنى الحراسة حتى غادروها، واعتُقل ثم أفرج عنه. وفي حملة عبدالناصر الظالمة طلب منه الهروب وعدم تسليم نفسه؛ بسبب كثرة المعلومات التي معه، فذكر أنه كان يتنقل من مكان إلى مكان، ويذهب أحيانًا للاستراحة في بيت وزير الداخلية، حيث لا أحد يتوقع ذلك، وأحيانًا يضطرُّ للمبيت في المقابر لعدم وجود أماكن آمنة، وظلَّ مختبتًا لمدة ربع قرن، ولم تستطع الشرطة والمخابرات ولا كافة الأجهزة الأمنية أن تقبض عليه، حتى

عفا عنه السادات عام ١٣٩٥هـ، ليعود إلى الحياة الطبيعية ويتزوج، وعمل من جديد وشيعه الآلاف(١).

على إعادة هيكلة المحافظة ومعاونة إخوانه في ذلك، حتى استقرَّ الوضع للإحوان في المنوفية. وفوجئ النظام والناس جميعًا بأنه مرشح على قائمة الإخوان في انتخابات بحلس الشعب عام ١٤٢١هـ، رغم عمره الكبير، حتى فزعت الأجهزة الأمنية، وجاءت الأوامر العليا بإسقاطه، وتوفاه الله عصر يوم الأربعاء ١٩ رمضان، ٩ سبتمبر،

فرج أحمد فرج ۱٤۲۷هـ = ۰۰۰ – ۲۰۰۶م) (تكملة معجم المؤلفين)

فرج بصمه جي (۱۳۳۶ – ۱۹۸۷ه = ۱۹۱۵ – ۱۹۸۷م)



ولد في بغداد، حصل على الدكتوراه في علم الآثار من جامعة بازل في سويسرا، عُيِّن مفتشًا في الآثار، ومديرًا للمتحف العراقي، وأستاذًا محاضرًا في كلية الآداب بجامعة بغداد، حضر مؤتمرات اليونسكو الآثارية، وكان عضوًا في مجلس المتاحف الدولي بلندن، وعضوًا بارزًا في بعث الفكرة الآثارية في العراق بإقامة المعارض الآثارية، وبافتتاح عدة متاحف في مدن وإشرافه على التنقيب. وله مقالات بالإنجليزية

والفرنسية عن الحضارة والأختام الأسطوانية في مجلة سومر والدوريات العالمية.

ومن مؤلفاته: الآثار الجديدة التي حازها المتحف العراقي، آثار متفرقة حازها المتحف العراقي في الآونة الأحيرة، دليل المتحف العراقي، العصور الحجرية في العراق على ضوء المكتشفات الحديثة، كنوز المتحف العراقي، نبذة تاريخية عن طيسفون «المدائن»، نبذة في تاريخ العراق القديم، نقر: نبور القديمة. وله كتب بالإنجليزية (٢).

فرج بن حسن آل عمران (1771 - AP71a = 7. P1 - AVP1a) كاتب أديب، من فقهاء الشيعة.



ولد في مدينة القطيف بالسعودية، سافر في عام ١٣٥٦هـ إلى العراق فأكمل علومه هناك، وعاد إلى القطيف بعد عشرين عامًا، وتوفي بما في ٢٣ ربيع الأول.

من كتبه: تحفة الإيمان في تراجم علماء آل عمران، الأزهار الأرجية في الآثار الفرجية، قِبلة القطيف، مرشد العقول في علم الأصول، ثمرات الإرشاد، الكلم الوجيز في خير الأراجيز، الأصوليون والإخباريون، مسائل كويتية، الرحلة النجفية. وله كتب أخرى ذكرت في (تكملة معجم المؤلفين)(٣).

(٢) موسوعة أعلام العراق ١٥٨/١، معجم المؤلفين العراقيين ٤٨٤/٢ ، معجم المؤلفين والكُتاب العراقيين ١٢١/٦ .

(٣) معجم مؤرخي الجزيرة العربية ١١١/١ الفهرست المفيد في تراجم أعلام الخليج ١٤٠/١، شعراء العصر الحديث في جزيرة العرب ٢٠١/١. وورد اسم والله في مصدر: حسين. وصورته من موقع واحة القطيف.

فرج سعید بن غانم (۱۳۵۱ – ۱۶۲۸ه = ۱۹۳۷ – ۲۰۰۷م) وزیر اقتصادي.



من عائلة بمدينة غيّل باوزير في حضرموت. حصل على الدكتوراه في الاقتصاد من بولونيا، عمل وزير تخطيط عدة مرات في اليمن الجنوبي الشيوعي، ثم في اليمن الموحّد، وذكر أنه سياسي تكنوقراطي، في سويسرا. وفي اليمن الموحّد صار رئيسًا في سويسرا. وفي اليمن الموحّد صار رئيسًا لمدة عام واحد، حيث قدَّم استقالته في خلاف مع رئيس الجمهورية بشأن تغير وزراء في حكومته مما يتعلق بالفساد. وفي عام ٢٤٢٩ه صدر قرار بتعيينه سفيرًا ومندوبًا دائمًا لليمن لدى المقرِّ الأوروبي للأمم المتحدة. توفي بجنيف يوم الاثنين للأمم المتحدة. توفي بجنيف يوم الاثنين

فرج سید سلیمان (۰۰۰ - ۱٤۲۸ه = ۰۰۰ - ۲۰۰۷م) (تکملة معجم المؤلفین)

فرج السيد فرج (١٣٢٧ - ١٣٩٩هـ = ١٩٠٩ - ١٩٧٩م)

زجًال ساخر ومحرر صحافي فكاهي. ولد في مدينة الإسكندرية، حصل على الثانوية العامة، عمل مديرًا لتحرير مجلة «المطرقة»، وحريدة «المطرقة»، (١) الوسط (الحدين) ع ١٧٩٩ (١٧٢٧)

(۱) الوسط (البحرين) ع ۱۷۹۹ (۲۲/۷/۲۲ه)، موسوعة الألقاب اليمنية ۸۸۷۷٤.

و «البعكوكة» لمدة ثلاثين عامًا، وجميعها صحف فكاهية. وعمل رئيسًا لجمعية أدباء الشعب، وإحدى جمعيات الشبان المسلمين، ونظم شعرًا ساخرًا وزجلًا. ولقب بإمبراطور الزجّالين! وبعميد الأدب الشعبي. طبع له ديوان: الشعر الفكاهي.

وله مجموعتان قصصيتان: حواديت شعبية، فيلسوف من الشعب<sup>(٢)</sup>.

فرج شاوي (۱۳۲۸ - ۱۶۱۷ه = ۱۹۶۸ - ۱۹۹۱م) (تکملة معجم المؤلفين)

فرج الشويهدي = فرج محمد الشويهدي

فرج عبدالرازق العنتري (۱۳٤۷ - ۱۹۲۹ هـ = ۱۹۲۹ - ۲۰۱۲م) ناقد ومؤرخ موسيقي.



ولادته في «ميت حبيب» التابعة لمركز سمنود في محافظة الغربية بمصر. حصل على إجازة في الفلسفة من كلية الآداب بجامعة عين شمس، وتخصص (موسيقى) من الكلية الحربية، ودبلوم من المعهد العالي للموسيقى المسرحية، عمل مفتش أوركسترا القاهرة السيمفوني، ومشرفًا فنيًا بقسم الغناء والكورال بالأوبرا، وكان متخصصًا في النقد والموسيقى، وقام برحلات ثقافية، في النقد والموسيقى، وقام برحلات ثقافية، عضوًا في اتحاد الكتّاب، وفي نقابة المهن الموسيقية، وفي لجان المجلس الأعلى للثقافة.

(۲) معجم البابطين لشعراء العربية.

دافع عن الهوية الشرقية في الغناء العربي، وعن موسيقى إمام عيسى، وموسيقى بدو سيناء، توفي في ٦ ربيع الآخر، ٢٨ فبراير. كتبه: الجذور الإغريقية في موسيقانا، هذه هي الموسيقى في النقد والتاريخ، الموسيقى والغناء في مصر من ٥٦ – ١٩٨٠م، الآلات الموسيقية المصرية من فجر التاريخ، الموسيقى والإنسان، في التذوق الموسيقى العربية، السطو الصهيوني على الموسيقى العربية، السطو الصهيوني على الموسيقى العربية، القرآن في مصر، الموسيقى الشعبية في القرآن في مصر، الموسيقى الشعبية في المؤلفات القومية، الموسيقى الشعبية المصرية المؤلفات القومية، المؤلفات المؤلفات

فرج عبو النعمان (۱۳۲۰ - ۱۹۰۵ه = ۱۹۲۱ - ۱۹۸۵م) (تكملة معجم المؤلفين)

فرج علي فودة (١٣٦٥ - ١٤١٢ه = ١٩٤٥ - ١٩٩٦م) مهندس زراعي وكاتب علماني.



ولد في الزرقا التابعة لدمياط. حصل على دكتوراه الفلسفة في الاقتصاد الزراعي من جامعة عين شمس، عمل معيدًا بكلية الزراعة التي تخرَّج منها، ثم مدرسًا بكلية الزراعة في بغداد، ثم خبيرًا اقتصاديًا في بعض بيوت الخبرة العالمية. وانتهى إلى إدارة «مجموعة فودا الاستشارية المتخصصة في (٢) موقع اتحاد كتاب مصر (اثر وفاته)، بوابة الأهرام

دراسة تقييم المشروعات» بالقاهرة. وكان علمانيًا صارحًا وعنيدًا، معاديًا للإسلام وأهله. وكانت البداية في صراعه مع الشيخ صلاح أبو إسماعيل، عندما كانا في حزب الوفد عام ٤٠٤١ه، (١٩٨٤م)، حيث أصرً فرج فودة على علمانية - أي لا دينية - الوفد، بينما أصرً الشيخ صلاح أبو إسماعيل على إسلامية الوفد. ولحسابات كثيرة أعلن رئيس حزب الوفد إسلامية الحزب، فخرج فودة من الحزب، وأسس مع أحد المارقين عن الإسلام حزبًا جديدًا أسماه «حزب المستقبل»، ووضع غالبية مؤسّسيه من الأقباط، إضافة إلى الدكتور أحمد صبحى منصور، الأزهري الذي فصلته جامعة الأزهر لاتحامه بالاعتقاد بعدم ختم النبوة، وإنكار السنة النبوية الشريفة. ورشح نفسه في انتخابات مجلس الشعب عام ۱۹۸۷ بصفته مستقلًا، وفي دائرة شبرا التي يوجد فيها نسبة كبيرة من الأقباط، وبما أكثر من ١٥٠ ألف صوت، لم يحصل منهم إلا على ٢٠٠ صوت. وكان يدعو إلى التعايش مع الكيان الصهيوبي، وبدأ هو نفسه في التعامل بالاستيراد والتصدير - حيث كان يمتلك شركة تعمل في هذا المحال - واعترف بأن السفير الصهيوني في القاهرة صديقه. وكان ضيفًا ثابتًا في التلفزيون والإذاعة التونسية أيام الرئيس زين العابدين بن على. و تحجّم على دعاة أعلام. ووضع نفسه أمام الرأي العام بأنه ضدًّ إقامة الدولة الإسلامية، وضدَّ تطبيق الشريعة الإسلامية، وكان ذلك واضحًا في مناظرته الأخيرة التي عقدها والدكتور محمد أحمد خلف الله في معرض الكتاب (يناير ١٩٩٢) في مواجهة الشيخ محمد الغزالي والمستشار مأمون الهضيبي والدكتور محمد عمارة، وهي المناظرة التي أثارت حنق الكثيرين وعامة الشعب، وأصحاب الاتجاه الإسلامي على وجه الخصوص. واستمعت

المحكمة على مدى ٣٤ جلسة إلى أقوال ٣٠ شاهد إثبات، بينهم اثنان اعتُبرا صاحبي أخطر شهادة، هما الدكتور محمود مزروعة، والشيخ محمد الغزالي. والأول رئيس لقسم العقائد والأديان بكلية أصول الدين في جامعة الأزهر، ووكيل وعميد سابق لها، وأستاذ في جامعات عربية وإسلامية، وحاور مستشرقين في الهند والصين وإيطاليا. وأعلن أمام المحكمة أنَّ «فرج فوده» مرتدٌ، ويجب على آحاد الأمة تنفيذ حد الردَّة في القاتل، إذا لم يقم ولى الأمر بتنفيذ ذلك. واعتبر بذلك في نظر كثير من المفكرين والأدباء محرضًا على القتل. وقال الشاهد: إنَّ فرج فودة كان يحارب الإسلام في جبهتين، وزعم أن التمسك بنصوص القرآن الواضحة قد يؤدي إلى الفساد وإلى الظلم. وأن العدل لا يتحقق إلا بالخروج على هذه النصوص وتعطيلها. أعلن هذا في كتابه «الحقيقة الغائبة». وأعلن رفضه لتطبيق الشريعة الإسلامية، ووضع نفسه وجندها داعية ومدافعًا ضدًّ الحكم بما أنزل الله. وكان يقول: لن أترك الشريعة تطبق ما دام فيَّ عرق ينبض! وكان يقول: على حثتى! ومثل هذا مرتد بإجماع المسلمين، ولا يحتاج الأمر إلى هيئة تحكمُ بارتداده.

وشهادة الشيخ محمد الغزالي في قضية الاغتيال هذه أثارت ردود فعل عنيفة، داخل مصر وخارجها. واعتبرها العلمانيون المصريون بمثابة العلمانيون العلمانيون المصريون المثابة العلمانيون المثابة المصريون المثابة المشابقة ا

وبعد إدلاء هاتين الشهادتين ثارت زوبعة حول حدِّ الردَّة في الإسلام، حيث أنكر العلمانيون والشيوعيون أن تكون عقوبة المرتدِّ هي القتل، وأعدَّ الدكتور عبدالعظيم المطعني – الأستاذ بجامعة الأزهر – دراسة للردِّ عليهم بعنوان: «عقوبة الارتداد عن الدين بين الأدلة الشرعية وشبهات المنكرين» نشرها مكتبة وهبة بالقاهرة. والكتاب الأكثر إثارة في القضية كان بعنوان

«أحكام الردة والمرتدين من خلال شهادتي الغزالي ومزروعة المؤلفه مزروعة نفسه. ومما كُتب فيه أيضًا، كتاب «محاكمة سلمان رشدى المصرى: علاء حامد: مسافة في عقل رجل أم طعنة في قلب أمة؟ مع نص شهادة فرج فودة في المحكمة للدفاع عن علاء حامد»، حيث اعتبر فرج فودة زعيم العلمانيين في مصر (ص١٢٥)، ونقل قوله ف المحكمة: «غير المسلمين مثل النصاري واليهود ينكرون بداهة الدين الإسلامي فهل إنكارهم يعد جريمة؟» (ص٢٦). وقد وضع اسمه بين المدافعين عن علاء حامد مع أحمد صبحى منصور، وأحمد عبدالمعطى حجازي، ومحمد فايق (أمين عام المنظمة المصرية لحقوق الإنسان)، وإسماعيل صبري عبدالله، ومحمد عودة، ونبيل الهلالي، وعبدالوارث الدسوقي، ويوسف القعيد، ونوال السعداوي. ورواية علاء حامد فيها «إلحاد وتطاول على الذات الإلهية، وسخرية من الأنبياء والرسل، واستهزاء بالجنة والنار، وتكذيب صريح للكتب المنزلة وهجوم عليها» (ص٦١).

وقد صودر الكتاب، وأعدمت النسخ، وصدر الحكم عليه بالسجن ثماني سنوات، ورفض رئيس مصر إلغاء الحكم وقال: «لا أستطيع إلغاء حكم قضائي لشخص أهان الدين» وقال: «إن الحفاظ على العقيدة شيء مقدًس» (ص٧١).

واغتيل فودة إثر تلك المناقشة العلنية في شهر ذي الحجة (حزيران - يونيو) أثناء خروجه من مكتبه بمدينة نصر.

ومماكتب في ذلك:

المواجهة بين الإسلام والعالمانية: أول دراسة علمية حول مناظرة مصر بين الدولة الدينية والدولة المدنية/ صلاح الصاوي.

من النهوض والسقوط: ردّ على كتاب فرج فودة/ منير شفيق.

من قتل فرج فودة؟/ عبدالغفار عزيز.

وبعد مقتله جمع صلاح منتصر (رئيس تحرير مجلة أكتوبر) مقالاته التي أثارت الناس، وهي التي كتبها خلال عشرة أشهر في مجلة أكتوبر، وصدرت بعنوان: حتى لا يكون كلامًا في الهواء!

ومن مؤلفاته الأخرى: اقتصاديات ترشيد استخدام مياه الري في مصر (وهي رسالته للدكتوراه)، الوفد والمستقبل، قبل السقوط، الحقيقة الغائبة، حوار حول العلمانية، زواج المتعة، حوار في المهجر، الإرهاب، شاهد على العصر، الطريق إلى الهاوية، الملعوب: قصة شركات توظيف الأموال، النذير، نكون أو لا نكون، الطائفية إلى أين (بالاشتراك). ومؤلفات أخرى له ذكرت في (تكملة معجم المؤلفين)(۱).

#### فرج فودة = فرج علي فودة

فرج محمد الشويهدي (۰۰۰ – بعد ۱۶۲۱ه = ۰۰۰ – بعد ۲۰۰۰م) تربوي نفساني.



(۱) لقاء مع الدكتور مزروعة في جريدة العالم الإسلامي ع ١٣٦١ (٢١ - ٢١) (١٣١ هـ)، وع ١٣٦١ (٢١ - ٢٧/ ١٤١٤م)، وع ١٣٧١ (٥/٥/٥١٤م)، وع ١٣٧٤ (٥/٥/٥١٤م)، وع ٣٥٨٦ (١٣٩٤ م ١٣٠١ ص ٥٦٠)، الرسالة الإسلامية ع ١٣١١ ص ١٦٠ الجتمع ع ١٠٠٠ (٩/٢/٢/١٤١م)، الإتجاهات العلمانية ص ١٨٦٠ كتابه (السقوط)، موسوعة أعلام الفكر العربي ص ١٤٥٠.

من ليبيا. مُنح دبلوم متابعة في التخطيط التربوي والإرشاد النفسي من المركز الإقليمي لتدريب كبار موظفي التربية في الوطن العربي بفرع اليونسكو في لبنان عام ١٣٨٧ه، وعمل أكثر من خمسين عامًا في مجال التعليم والتربية والإرشاد

النفسى والتربوي، عميد معهد المعلمين، خبير ومرشد نفسى بمكتب الإرشاد النفسى بقسم علم النفس والتربية في كلية الآداب بجامعة قاريونس، مستشار تربوي ونفسى بمركز المتفوقين في بنغازي. أسهم في وضع خطط و برامج الدورات التدريبية لمعلمي ومعلمات مراحل التعليم الأساسي و المتوسط، شارك في إعداد و تقديم البرامج الإذاعية التربوية المتخصصة. عضو اللجنة الاستشارية والتحريرية لجحلة (رسالة التربية) الصادرة عن الأمانة العامة لنقابة المعلمين. أعدَّ ونشر دراسات وأبحاثًا تربوية بصحيفة المعلم النصف شهرية، مع مشاركة بالبحوث والدراسات وأوراق العمل العلمية في الندوات والمؤتمرات العلمية التربوية داخل ليبيا وحارجها، ودورات تدريبية سنوية للمعلمين والمعلمات. وأُحدث بعد وفاته بنغازي " مركز المرحوم فرج الشويهدي لرفع كفاءة المعلمين».

صدر له كتابان: رأي تربوي في سبيل توعية تربوية تقدمية، ستراتيجية تطوير التربية في الوطن العربي: عرض تحليلي نقدي.

وله ٢١ كتابًا مخطوطًا، منها: حرية التعليم (الجانب الوصفي)، فضول الطفل العربي بين التشخيص والعلاج، فيزياء قمع الإبداع، مسألة الكراهية للقيادة التربوية، تعريب التعريب (وجهة نظر تحليلية في استخدام اللغة العربية)، رحلة الاثنتي عشرة سنة (محاولة لفهم الطفل)، الإنتاجية بين الجهد والإجهاد، التحليل النفسي والاجتماعي للظاهرة الإبداعية، تحربتي في والإرشاد النفسي، الكفاءات العلمية العربية

المهاجرة (بين الثوابت والمتغيرات)، التربية العقائدية (مفهومها وأساليبها)، معلم بلا معوقات، صحوة التعليم وحضور الذات الثقافية، دعوة إلى الفهم (مقالات صحيفة في الأدب والفلسفة والاجتماع، وغيرها المذكورة في (تكملة معجم المؤلفين)(").

# فرج الله عبدالباري أبو عطا الله ( ۱۰۰۰ - ۲۰۰۹ ه = ۱۶۳۰ م عالم داعية.

من ميت غمر بمحافظة الدقهلية في مصر. نشأ يتيمًا، ظهرت عليه علامات النبوغ، التحق بالأزهر، ودعا إلى الله وهو يجوب القرى والمدن، وكان ذا همَّة عالية، ويعطى دروسًا في مسجد البحيري للأخوات المسلمات، وكان من جماعة الإخوان المسلمين. حصل على الدكتوراه من الأزهر، وصار أستاذًا فيها للعقيدة والمذاهب المعاصرة، وفي جامعة الإمام بالرياض كذلك. وقد توفاه الله تعالى في ٢١ صفر، ١٦ شباط (فبراير) بالرياض. وله مؤلفات عديدة، منها: الاختراق اليهودي للمجتمعات الإسلامية، العقيدة الإسلامية في مواجهة التيارات الإلحادية، مناهج البحث وآداب الحوار والمناظرة، النبوات بين الإيمان والإنكار، نقض دعوى عالمية النصرانية، اليهودية بين الوحي الإلهي والانحراف البشري، اليوم الآخر بين اليهودية والمسيحية والإسلام، (والطبعة الثانية بعنوان: يوم القيامة بين الإسلام والمسيحية واليهودية)، موقف القرآن الكريم من الفكر المادي (رسالة ماجستير أو دکتوراه)(۳).

 <sup>(</sup>۲) موقع المترجم له: الأستاذ المرحوم فرج الشويهدي
 (۳) ۲۰۱۲/۳/۹ . ووفاته قبل ۱٤٣٤هـ.
 (۳) موقع نافلة مصر (۲) ۲۰۰۹/۲/۱۸.



من لبنان. بدأ بنظم الشعر أولًا، ثم اتحه إلى الرواية، وظهر في أعماله التأثر بالفكر

### فرج الله يوسف حايك (P1996 - 19.9 = P.91 - 39919)

الوجودي، وبعلم التحليل النفسي. بدأ رحلته الأدبية عام ١٩٢٧م، بمجموعة شعرية عنوانها «دموع وزفرات»، أتبعها بمجموعة أخرى رأى بعد نشرها أنه أخطأ في النشر، ثم اتجه عام ١٩٤٠م إلى الرواية مقدمًا روايته «برجوت»، توالى بعدها إنتاجه الروائي، وأشهره ثلاثيته «أولاد الأرض» وروايته «أرض وشعب». وقد بلغت رواياته (١٣) رواية. وقد أُعيد طبع العديد منها، كما ترجمت إلى لغات الأكاديمية الفرنسية جائزة «مونسو»(١).

# شاعر وروائي كتب بالفرنسية.

عالمية، منها الإنجليزية والإيطالية، ومنحته

## الفرجاني بالحاج عمار (0771 - A. 3 1a? = TIP1 - AAP19)



(١) الفيصل ع ٢٠٩ (ذو القعلة ١٤١٤هـ) ص١٤١٠ قرى ومدن لبنان ٦٢/٣، موقع مؤسسة جذور الثقافية ۱۲/۳/۸،۲۹.

ولد في تونس العاصمة. انقطع عن الدراسة في آخر المرحلة الابتدائية، من مؤسّسي العمل النقابي، ورأس اتحاد النقابات الصنايعية وصغار التجار، وكان مناهضًا للسياسية الاقتصادية الاشتراكية. انتمى إلى الحزب الدستوري الجديد، وعيِّن وزيرًا للاقتصاد في أول حكومة بعد الاستقلال، وترأس إدارة الحزب المذكور، ومن خلال موقعه تولى إدارة الصحف والمحلات التالية: تونس الاقتصادية (صدر عددها الأول في أكتوبر ١٩٥٨م)، الدليل الاقتصادي التونسي (١٩٦٤م)، البيان (أسبوعية إخبارية صدر عددها الأول في ١٤ نوفمبر ١٩٧٧م)، الرسالة (نشرة شهرية غير منتظمة، صدر العدد الأول في نوفمبر ١٩٨٥م، والأخير في جوان «يونيو» 10 P (7).

#### فرحات حسين بيراني (3071 - per 0131a = 0261 - jar 06614) شاعر مهتم بالتاريخ.



ولادته في دالية الكرمل بفلسطين. من الدروز. نال إجازة في الأدب وتاريخ الشرق الأدبي، ودرس سنتين للحصول على الماجستير، ثم درَّس، وعمل مفتشًا في وزارة المعارف، ونشر أدبياته في دوريات محلية، وأسهم في كتابة بعض الكتب المدرسية. دواوينه: القطوف الدانية، صرحة من الأعماق، حنين إلى الماضي.

غيرها: اللغة العربية ومشاكل تعليمها، معجم الأعلام والرموز في تاريخ الدروز،

(٢) الموسوعة الحرة ١٠/١٠/١م.

سيرة المرحوم شكيب أرسلان، تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية، تاريخ أوربا. وترجم عددًا من الكتب عن الإنجليزية (١).

# فرحات الدسوقي النوتي (۱۰۰۰ - ۱٤۲٦هـ = ۲۰۰۰ - ۲۰۰۵م) (تكملة معجم المؤلفين)

فرحات السعيد المنجي (١٣٥٧ - ١٤٣٣ه = ١٩٣٨ - ٢٠١٢م) شيخ أزهري واعظ.



من مصر. عمل واعظًا في الأزهر، ومشرفًا عامًا على مدن البعوث الجامعية، سافر إلى العديد من دول العالم داعية للإسلام، وكان عضوًا في لجنة الفتوى بالأزهر، وشارك في برامج إذاعية وتلفزيونية للردِّ على الأسئلة وإصدار الفتاوي، وكان مستشار مفتى مصر في عهد حسني مبارك محمد سيد طنطاوي، وضد النقاب، وآخر مناصبه: وكيل وزارة عشيخة الأزهر. توفي يوم الاثنين ١٢ ربيع الآخر، ٥ آذار (مارس).

من مؤلفاته المطبوعة: سماحة الإسلام: إلى الذين أساؤوا إلى الإسلام، الويل والثبور لمن ست الرسول(1).

فرحات عباس (V171 - F. 31a = PPA1 - OAP1s) زعيم سياسي.

<sup>(</sup>٣) موسوعة كُتاب فلسطين ٥٦٥/٢، معجم البابطين للشعراء العرب ٧٩٦/٣.

<sup>(</sup>٤) جريدة الوفد (يوم وفاته) ومواقع من الشبكة العالمية



ولد في طاهر بمنطقة القبائل الجزائرية. درس في المدارس الفرنسية وتخصُّص في الكيمياء. تطوع في الجيش الفرنسي في الحرب العامة. عاد إلى الجزائر فدرس في الجامعة، ومارس الصيدلة، وعمل في الصحافة. تولى رئاسة اتحاد الطلبة الجزائريين المسلمين (١٩٢٦ -١٩٣١) ودعا إلى الاتحاد مع فرنسا على أساس المساواة، ثم طالب بانتخاب جمعية تأسيسية بعد نهاية المعارك لتقرير مصير البلاد، وأصدر بيانًا مطالبًا بالإصلاحات الفورية. أسَّس جمعية «أصدقاء بيان الحرية» للمطالبة بالاستقلال وإنشاء جمهورية جزائرية. اعتُقل ثم أُفرج عنه سنة ١٩٤٦م فصار يدعو إلى إنشاء دولة جزائرية ضمن الاتحاد الفرنسي. انضم إلى جبهة التحرير الوطني سنة ١٣٧٦هـ (١٩٥٦م) فكان عضو وفد الجبهة إلى الجمعية العامة لهيئة الأمم. ثم التجأ إلى القاهرة وألف حكومة جزائرية وقتية سنة ١٣٧٨هـ (١٩٥٨م)، وانتقل إلى تونس. وبعد استقلال الجزائر سنة ١٣٨٢ه (١٩٦٢م) أصبح رئيسًا للجمعية التأسيسية، وحصلت منازعات بين السياسيين، فاستقال المترجم له من رئاسة الجمعية بعد عام منه، واعتُقل في السنة التالية ونُفي إلى الصحراء، ثم أُفرج عنه بعد سنة واعتزل الحياة السياسية. توفي يوم ١٢ ربيع الآخر، ٢٤ كانون الأول (دیسمبر).

صدر فيه كتابان:

فرحات عباس رجل الجمهورية/ حميد

عبدالقادر، ۲۲۲ ه. وآخر عنوانه:

فرحات عباس المعترف بالحق/ رابح لونيسي، ٢٠٠٤ه.

وألَّف باللغة الفرنسية: الجزائري الصغير، ليل الاستعمار، تشريح جثة حرب.

وترجم أحمد منور كتابه: الجزائر المستعمرة إلى المقاطعة: الشاب الجزائري(١).

**فرحات علي حلوة** (۰۰۰ – ۱٤۲٤ه = ۰۰۰ – ۲۰۰۳م) قاض عالم.



من مصر. رأس (الجمعية الشرعية) عام ١٤١٠ هـ في أثناء إمامة الشيخ عبداللطيف مشتهري لها، وكان مفتيًا لها، وقاضي إمارة الشارقة، ومن كبار علماء الأزهر.

فرحات الهاشم (۱۳٤٥ - ۱۹۱۹ه؟ = ۱۹۲۲ - ۱۹۹۸م) (تكملة معجم المؤلفين)

فرحات يامون (١٣٦٦ - ١٤١١ه = ١٩٤٦ - ١٩٩٠م) (تكملة معجم المؤلفين)

(۱) أعلام الوطنية والقومية العربية ص١٣٤، الموسوعة العربية الميسرة ١٠٢١/٣، أعلام الصحافة في الوطن العربي ١٠٨/١ (ووفاته هنا ١٩٨٦)، ملحق موسوعة السياسة ص١٥٥، الموسوعة السياسية والعسكرية ٨٥٤/٣، أحداث العالم في القرن العشرين ٢٢٨/٩ (وفيه أنه ولد في دجيجلي)، موسوعة السياسة ٢٣/٢ (وفيه أنه ولد في دجيجلي)، موسوعة السياسة ٢٣/٢).

فرحان محمد العريضي (۱۳۲۸ - ۱۶۱۰ه = ۱۹۱۰ - ۱۹۹۰م) (تكملة معجم المؤلفين)

**فردينان توتل** (١٣٠٥ – ١٣٩٨ = ١٨٨٧ – ١٩٧٧م) لاهوتي يسوعي كاتب.



ولد في حلب، وعاش في بيروت. التحق بمدرسة الآباء اليسوعيين في فرنسا، وانتسب إلى الرهبنة اليسوعية، ودرس الفلسفة واللاهوت في معاهدها في إنكلترا وفرنسا، ارتسم كاهناً. درَّس في القاهرة وبيروت عشر سنوات، وعشرًا في حلب.

له العديد من الأعمال الأدبية والفكرية والتاريخية، منها: المنجد في اللغة والأدب والعلوم، منجد الأعلام، وثائق تاريخية عن حلب: أخبار السريان وما إليهم أخذًا عن يومية نعوم النجاش وغيرها من المخطوطات، وثائق تاريخية عن حلب المخطوطات، وثائق تاريخية الفكرية في سورية، تاريخ الأزمنة للبطريرك الدويهي (تحقيق) (۲).

فرقد = سليمان بن يحيى بوجناح

فرقد نعّاس الحسيني (١٣٧٨ - ١٤٣٣هـ = ١٩٥٨ - ٢٠١٢م) إعلامي.

(٢) قرى ومدن لبنان ٢٠٨/٣، مئة أواتل من حلب ص ٨٤.



من ناحية الفضلية التابعة لقضاء سوق الشيوخ في العراق. عمل في عدة مؤسسات إعلامية بمحافظة ذي قار، رئيس التجمع الثقافي في سوق الشيوخ، ومدير المركز الثقافي بها، رئيس تحرير جريدة (أضواء)، عضو اتحاد الأدباء والكتّاب، عضو في نقابة الصحفيين، قدَّم لقاءات ثقافية وأمسيات شعرية. قُتل في الناصرية يوم الأحد ٢٣ شوال، ٩ أيلول.

صدر له: الصعود إلى الأسفل (قصص)، تراتيل وسط الزحام (مجموعة مقالات)، حوارات على أرصفة فارغة (نثر)، الشاعر أبو معيشي، شذرات من الشعر الشعبي. وكتب السيرة الذاتية لأغلب شعراء سوق الشيوخ(۱).

فرنسیس ثمینة (۱۳۳٤ - ۱۹۱۱ه؟ = ۱۹۱۰ - ۱۹۹۹م) (تکملة معجم المؤلفین)

فرنسيس جحولا (١٣٥٦ - ١٤٣٣ هـ ١٩٣٧ - ٢٠١٢م) (تكملة معجم المؤلفين)

فرنسيس عبدالنور (۲۰۰۰ – ۲۲۲۸ ه = ۲۰۰۰ – ۲۰۰۷م) (تكملة معجم المؤلفين)

(۱) موقع النور ۲۰۱۲/۱۰/۱۲م، جريدة الرفاعي نت الإلكترونية ۲۰۱۲/۹/۱۰م.

#### فرهاد جلبي (۱۳۸۱ - ۱۹۲۵ه = ۱۹۲۱ - ۲۰۰۶م) (تکملة معجم المؤلفين)

فرهود بن محمد بن معروف (۱۳۳۱ - ۱۶۱۲ه = ۱۹۱۷ - ۱۹۹۲م) (تکملة معجم المؤلفين)

فرهود بن مكي آل عيسى (۱۳۳۷ - ۱٤۲۷ه = ۱۹۱۸ - ۲۰۰۲م) (تكملة معجم المؤلفين)

فريال محمد شمس الدين الحفني (٢٠١٠ - ٢٠١٠) (تكملة معجم المؤلفين)

فريال نصر الصالح (١٣٨٦ - ١٤٢٧ هـ = ١٩٦٧ - ٢٠٠٦م) (تكملة معجم المؤلفين)

فريتز شتبات (۱۳۲۲ - ۱۳۲۷ه = ۱۹۲۳ - ۲۰۰۲م) مستشرق مهتم بالإسلاميات.



من ألمانيا. نال شهادة الدكتوراه عن أطروحته (القومية والإسلام عند مصطفى كامل)، عمل أستاذًا للغة العربية والدراسات الإسلامية ومديرًا لمعهد غوته بالقاهرة، ثم أستاذًا للدراسات الإسلامية ومديرًا لمعهد الإسلامية في جامعة برلين الحرة، وعاد إلى البلاد العربية ليرأس «المعهد الألماني للربحاث الشرقية» في بيروت.

كتب العديد من الدراسات المؤيدة للحقوق الفلسطينية، ورفض العدوان الذي يقوم به الكيان الصهيوني، وانتقد مقولة (الإرهاب الإسلامي) والحرب الدائرة لأجل ذلك، وطالب بتعايش الإسلام والمسيحية، واعتبر إسرائيل كيانًا غريبًا ومتحالفًا مع القوى الإمبريالية في قلب الأمة العربية، وأنه ضدً حركة التاريخ. وقد بقي في لبنان طويلًا.

ومات آثناء العدوان الإسرائيلي عليها. أصدر عشرات المؤلفات والدراسات عن الإسلام عامة، وعن مصر والعرب وفلسطين وتاريخ الصراع العربي الإسرائيلي. سبق ذكر عنوان أطروحته في الدكتوراه، وأطروحته للأستاذية عن تطور التعليم الحديث في مصر (٢).

فريجوف شوان = عيسى نور الدين أحمد

فريح بن محمد الفريح (١٣٩١ - ٢٠٠٤ م) (تكملة معجم المؤلفين)

فرید إبراهیم حسین (۱۳۲۰ - ۱۲۲۱ه = ۱۹۴۱ - ۲۰۰۰م) مخرج سینمائی.

عُرف باسمه المستعار (سمير نمر).

من مواليد مدينة الموصل، خريج معهد الإخراج السينمائي بموسكو، من مؤسّسي مؤسّسة السينما الفلسطينية التابعة للثورة الفلسطينية، وعمل في صفوفها بالكاميرا، فأعد وأخرج العديد من الأفلام الوثائقية منذ بداية إنشاء السينما، عن معارك البطولة والفداء التي خاضها مقاتلو الثورة الفلسطينية في جنوب لبنان وبيروت وغيرها، وحصلت أعماله على جوائز عديدة. وانتقل مع زملائه إلى تونس، عديدة. وانتقل مع زملائه إلى تونس،

وعمل على إعادة المؤسَّسة وأرشيفها الذي التهمته الحرب في لبنان. ومات في تونس يوم ٩ ربيع الآخر، ١٧ أيار (مايو)(١)

#### فرید إبراهیم أبو مصلح (۱۳۱۲ - ۲،۱۱۵ = ۱۸۹۵ - ۱۹۸۱م) عسکري صحفي.

ولد في عين كسور بلبنان، وتعلم في كفر متى، سافر سنة ١٩١٠ إلى الولايات المتحدة والتحق بالجيش الأمريكي، خاض الحرب العالمية الأولى، وفي نمايتها عاد إلى لبنان، والتحق بخدمة الملك فيصل بسوريا، ثم عاد لأمريكا. راسل جريدة (الأخبار) المصرية، وتولى الكتابة في جريدة (البيان) المهجرية قرابة أربعين سنة. توفى في الولايات المتحدة يوم ١٥ جمادى الآخرة، ٢٤ شباط المتحدة يوم ١٥ جمادى الآخرة، ٢٤ شباط

ترجم عن الإنجليزية والفرنسية كتبًا تعالج قضايا الدروز - وهو درزي - وتاريخهم وحياتهم، منها: الدروز للكاتب بورون، وألَّف كتاب: تقويم الأود والسير في الجدد، رد به على فيليب حتى في كتاباته عن الدروز، وترجم كتاب: مذهب الموحدين الدروز لعبدالله النجار إلى الإنجليزية (٢٠).

#### فريد أحمد القاضي (۱۰۰۰ - ۱٤۲۳ه = ۲۰۰۰ - ۲۰۰۲م) (تكملة معجم المؤلفين)

#### فريد أحمد أبو وردة (۱۳۳۹ – ۱۶۳۳ هـ = ۱۹۲۱ – ۲۰۱۲م) (تكملة معجم المؤلفين)

#### فريد إسكندر أبو الهول (١٣٢٦ - ١٣٩٩هـ = ١٩٠٨ - ١٩٧٩م) (تكملة معجم المؤلفين)

فريد الأنصاري (۱۳۸۰ - ۱۶۳۰هـ = ۱۹۲۰ - ۲۰۰۹م) فقيه أصولي أديب.



ولد بإقليم الرشيدية جنوب شرق المغرب، حصل على الدكتوراه في الدراسات الإسلامية متخصصًا في أصول الفقه، وعمل رئيسًا لقسم الدراسات الإسلامية بكلية الآداب في جامعة مولاي إسماعيل بمكناس، وأستاذًا لأصول الفقه ومقاصد الشريعة بالجامعة نفسها، وكان من أعضاء الجلس العلمي الأعلى بالمغرب، وخطيبًا وداعية بمسجد محمد السادس بمكناس.

من مؤلفاته: التوحيد والوساطة في التربية الدعوية، أبجديات البحث في العلوم الشرعية: محاولة في التأصيل المنهجي، قناديل الصلاة: كتاب في المقاصد الحمالية للصلاة، الفجور السياسي والحركة الإسلامية بالمغرب: دراسة في التدافع الاجتماعي، المصطلح الأصولي عند الشاطبي (دكتوراه)، جمالية التدين: كتاب في المقاصد الحمالية للدين، بلاغ الرسالة القرآنية من أجل إبصار لآيات الطريق، سيماء المرأة في الإسلام بين النفس والصورة، البيان الدعوي وظاهرة التضخم السياسي، محالس القرآن من التفلي إلى التزكية، هذه رسالات القرآن فمن يتلقّاها؟، الأخطاء الستة للحركات الإسلامية بالمغرب. وله مؤلفات أدبية ذكرت في (تكملة معجم المؤلفين)(٣).

**فريد جبر** (۱۳۶۰ - ۱۶۱۶ه = ۱۹۲۱ - ۱۹۹۳م) کاتب وباحث فلسفي لاهوتي.



ولد في «ضَبيّة المتن» بلبنان، التحق بالآباء اللعازاريين في باريس، درس الفلسفة واللاهوت، وحصل على الدكتوراه من السوربون. تولى تدريس الفلسفة واللاهوت في جامعة دمشق، والمعهد الإكليركي للأقباط في مصر، وأصبح أستاذ الفلسفة الإسلامية في كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالجامعة اللبنانية، وتعين رئيسًا على الآباء اللعازاريين في الشرق الأوسط. أشرف على دراسات أكاديمية مدة نيف وثلاثين سنة. وله دراسات ومحاضرات تدور حول موضوعات فكرية ودينية ألقاها في كبريات معددة.

ورغم دراسته اللاهوت وترسيمه رئيسًا على الآباء اللعازاريين (في لبنان)، إلا أنه انجذب للفلسفة الإسلامية، فكتب:

مفهوم اليقين عند الغزالي، مفهوم المعرفة عند الغزالي، في معجم الغزالي.

وله إسهامات أحرى متنوعة، من بينها: مذكرات المرشال مونتغمري: فيكونت العلمين (ترجمة)، تاسوعات أفلوطين، فلسفة الفكر الديني بين الإسلام والمسيحية/ لويس غردية، جورج قنواني (ترجمة بالاشتراك مع صبحي الصالح) ٣ مج، النص الكامل لمنطق أرسطو: المجموعة الكاملة (تحقيق)؛ مراجعة أرسطو: العجارة، القياس، البرهان، الحدل، المغالطة)، موسوعة مصطلحات علم المنطق المغلطة)، موسوعة مصطلحات علم المنطق

(٣) الموسوعة الحرة (٣٠ ١٤٣٠).

<sup>(</sup>١) من نعي منظمة التحرير وحركة فتح له إثر وفاته (١٨) من العي منظمة التحرير وحركة فتح له إثر وفاته

<sup>(</sup>٢) معجم أعلام الدروز ١٠٣/١.

عند العرب (مع آخرين)(١)٠

**فرید جبرائیل نجار** (۱۳۲۵ – ۱۹۱۵ه؟ = ۱۹۰۷ – ۱۹۹۹م) (تکملة معجم المؤلفین)

فريد جحا = فريد رفعت جحا

فريد حارس شهاب (۱۳۲۳ - ۱۶۰۵ه = ۱۹۰۵ - ۱۹۸۵م) (تكملة معجم المؤلفين)

**فرید رفعت جحا** (۱۳٤٦ – ۱۳۲۱ه = ۱۹۲۷ – ۲۰۰۵م) کاتب أدیب.



ولد في إدلب بسورية. تخرَّج في كلية الآداب والمعهد العالي للمعلمين بجامعة دمشق، درَّس الأدب العربي في ثانويات حلب، ثم كان مديرًا ومفتشًا في المدارس الثانوية، ثم موجهًا اختصاصيًا للغة العربية والأدب العربي فيها، وكان مندوب سورية في (المؤتمر العام) في اليونسكو بباريس عام ١٣٨٦هـ العام)، وأعدَّ أطروحة للدكتوراه بعنوان: «الحياة الفكرية في حلب في القرن بعنوان: «الحياة الفكرية في حلب في القرن التاسع عشر» في جامعة السوربون. وكان عارفًا بالفرنسية، وأثَّر فيه ما قرأه من السير الشعبية منذ صغره، وصداقته لصديق

(۱) حريدة النهار ۱۹۹۳/۱۰/۲۸ الرصد الثقافي ع ۸۷، ۳۸ (تشرين الثاني وکانون الأول ۱۹۹۳م) ص ٥٥، الفيصل ع ٢٠٠ (رجب ١٤١٤هـ) ص ١٣٩٥، آفاق الثقافة والتراث ع ٤ (شوال ١٤١٤هـ) ص ١١٩٥، موسوعيون وموسوعات ص ٧٠. ورسمه من موقع zouk el kharab.

يملك مكتبة كبيرة، ثم صلته بمجلة الثقافة، والكاتب المصري، والكتاب. نشر مقالات في محلات الأديب، والآداب، والمعرفة، والثقافة, والضاد. مات في ٩ جمادى الآخرة، ١٥ تموز.

وله مؤلفات، منها: أبو حامد الغزالي، جوانب إنسانية في تاريخنا وقوميتنا، الحنين واللقاء في شعر المهجر، الحياة الفكرية في حلب في القرن التاسع عشر، سيرة ابن سينا (مع محمود فاخوري)، العروبة في شعر المهجر، القدس في فلسطين/ جورج مونتارون (ترجمة)، لاسكاريس العرب: إيزيس: تاريخ العرب الحقيقي/ بيير روسي إيزيس: تاريخ العرب الحقيقي/ بيير روسي حديث القلب والعقل، إلياس قنصل، تراث حديث القلب والعقل، إلياس قنصل، تراث العرب الحقيقي في ميدان علم النبات [لعله له، صدر في تونس]، فيكتور هيغو: حياته وأدبه وفنه ومكانته في تاريخ الأدب.

فريد شوقي محمد عبدالمنعم (۱۳۲۱ - ۱۹۲۹ه = ۱۹۲۲ - ۱۹۹۸م) ممثل مشهور.

وهو المعروف ب«فريد شوقي».



ولد في القاهرة من أصل كردي. حصل على دبلوم في الهندسة التطبيقية، ودبلوم معهد التمثيل. عمل كاتبًا بمصلحة الأملاك الأميرية. بدأ ممثلًا مع الفرقة التابعة للمعهد

(٢) معجم للؤلفين السوريين ص٩٦، الموسوعة الموجزة مج ٥ ص٤٤، تراجم أعضاء اتحاد الكتاب العرب ص١٧٩، معجم أدباء حلب ص٩٠.

البريطاني المعروفة باسم «فرقة العشرين»، ثم التحق بالفرقة القومية المصرية للتمثيل المسرحي، مثّل في أكثر من (٤٠٠) فيلم، والعديد من المسلسلات التلفزيونية، وعلى مسرح الريحاني ومسرح الدولة مع الفرقة الخاصة التي أنشأها، وكتب العديد من قصص وسيناريوهات أفلامه، وأنتج حوالي السينما المصرية، واشتهر بأدوار الإنسانية والاجتماعية. عصل على جوائز عديدة، منها جائزة أحسن ممثل عن فيلم «لا تبكي يا حبيب العمر». مات في ٣ ربيع الآخر، ٢٧ يوليو. العمر». مات في ٣ ربيع الآخر، ٢٧ يوليو.

#### فريد عبدالخالق = محمد فريد عبدالخالق

فريد العراقي (۲۰۰۰ – ۱٤۳۰ هـ = ۲۰۰۰ – ۲۰۰۹م)

من قرية مشتول السوق في الشرقية بمصر. من قدماء جماعة الدعوة والتبليغ ومن قياداتما، ومن مجلس الشورى فيها. كان نشيطًا متحركًا في سبيل الله، على الرغم من مرضه، وملاحقًا لفرق التنصير التي تعيث في البلاد، ولم يسلم هو الآخر من بطش عبدالناصر ونظامه، فقد اعتقل عام للتدريس في المغرب أدخل الرموز العربية في مادتي الفيزياء والكيمياء بدلًا من الرموز العربية في مادتي الفيزياء والكيمياء بدلًا من الرموز التعليم اللاتينية، مما أثار إعجاب وزارة التعليم الذاك. توفي بالقاهرة يوم الأحد ١٢

(٣) الموسوعة القومية ص٢٥٩، موسوعة أعلام مصر ص٣٦٣، التذكرة ٢٠١٢، المعلومات (يوليو ٢٠٠٠م)، ص٥١٥، الموسوعة العربية الميسرة ١٨٥/١١ (واسمه هنا: فريد شوقي محمد عبده)، أهل الفن ص٥٦٥ (واسمه فيه: فريد شوقي محمد عبدالمنعم)، وفي مصدر: فريد محمد عبده شهة ٧٠

رجب، ٥ يوليو. رحمه الله(١).

(٤) مع إضافات ١٨٦٢ (٢٠٠٩/٨/٢٤) مع إضافات

فرید عقیل = فرید بن علی عقیل

**فرید بن علی عقیل** (۱۳۵۱ - ۱۶۱۱ه؟ = ۱۹۳۷ - ۱۹۹۰م) مستشار وکاتب حقوقی شاعر.



من يبرود في سورية. درس في مدرسة أسقفيتها. حصل على دكتوراه في الحقوق من جامعة مدريد. عمل مستشارًا في محكمة النقض السورية، ودرَّس في جامعة الجزائر، تولى رئاسة محكمة الاستئناف بالسويداء، كما عمل نائبًا في محكمة الأمن القومى بدمشق.

من أعمال الشعرية: هاجس من عبقر، الثورة وسلطان الأطرش، معلقة على جدران يبرود، فلسطين والحجارة.

ومن أعماله القانونية: الالتزام، الحجز الاحتياطي في القانون، نظرية مسؤولية حارس الآلات الميكانيكية والأشياء الخطرة، نظرية الالتزام في القانون المدني والفقه، نظرية الفقه في حجية الأحكام وقابليتها للمراجعة، الضمانات الحقوقية للحريات الأساسية في الوطن العربي، ابن رشد: فلسفته في العدالة ونظريته في الاجتهاد (دكتوراه باللغة الإسبانية)(١).

فريد غصن = إلياس نعمة الله غصن

**فرید فتیان الراوي** (۱۳۶۲ - ۱۶۰۸ه = ۱۹۲۳ - ۱۹۸۸م) حقوقي وزیر.

من مداقع،

(١) موسوعة أعلام سورية ٣٢١/٣، أعضاء اتحاد الكتاب ص٨٣٤، معجم البابطين لشعراء العربية.



من مدينة الناصرية بالعراق، نال إجازة من كلية الحقوق بجامعة بغداد، وعمل قاضيًا في عدة مدن، ثم كان وكيلًا لوزارة العدل، فوزيرًا لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية، وحقى شهرة في بحال المحاماة، التي مارسها حتى وفاته. ألقى محاضرات في القانون بمعهد البحوث والدراسات العربية العالية في بمعهد البحوث والدراسات العربية العالية في الكتابة لمحلة «الكتاب» لسان حال اتحاد الكتاب، الذي نشط فيه. وله عدد من المؤلفات القانونية، منها:

الجريمة (بالمشاركة)، القضاء المدني العراقي، مصادر الالتزام، مقدمة القانون المدني، نظام التقاضي على درجتين، شرح قانون الأحوال الشخصية، التعبير عن الإرادة في الفقه الإسلامي والفقه المدني(٢).

**فرید فرح** (۱۳۳۲ - ۱۶۳۳ هـ = ۱۹۱۶ - ۲۰۱۱م) کاتب ومحرر صحفی شیوعی.



من أسرة كاثوليكية بلبنان. انتسب إلى الحزب الشيوعي منذ عام ١٩٣٤م، أسهم في تأسيس مجلة (الطريق)، وأسندت إليه إدارة جريدة (صوت الشعب)، أحد مسؤولي جريدة (نضال الشعب) السرية (الشيوعية)،

 (۲) معجم البابطين لشعراء العربية، معجم المؤلفين العراقيين ٤٩١/٢ معجم المؤلفين والكُتاب العراقيين ١٣٣/٦.

وأسهم في تحرير مجلات عديدة، شيوعية أو اشتراكية وما إليها، وتولى مسؤولية جريدة (الراية)، ووقَّع مقالات له فيها باسم (وحيد سرور)، وعمل في وكالة (تاس) السوفيتية للأنباء محررًا ومترجمًا ومندوبًا خمس سنوات، كما تولَّى إدارة شؤون عصبة مكافحة النازية الفاشستية. ومات أواخر شهر كانون الأول.

كتبه: صراع من أجل الديمقراطية والحقيقة: محطات من سيرة فرج الله الحلو والوطنية القومية، من الفجر للنجر، الأمثال الشعبية والأقوال المأثورة، طيف العاميات الشعبية (خ)(٢).

فريد متولي العتباني (۱۳۵۲ - ۱۶۲۵ه = ۱۹۳۳ - ۲۰۰۶م)

مستشار وخبير تجاري.

من السودان. من أوائل الخريجين في كلية الاقتصاد بلندن، وفي جامعة هارفارد بأمريكا. عمل في جامعة الخرطوم، وصار عميد كلية الاقتصاد بها، خبير بمنظمات دولية وإقليمية وعلى رأسها البنك الدولي، قدم خبراته واستشاراته في سبيل انضمام السودان إلى منظمة التجارة العالمية، قبل أن يصبح مستشارًا بمفوضية شؤون التجارة العالمية التجارة العالمية التجارة العالمية التجارة العالمية التجارة العالمية

فريد محمد معوَّض (۱۳۸۱ - ۱۳۲۱ه = ۱۹۲۱ - ۲۰۱۰م) قاص، مهتمّ بأدب الطفولة.



(٣) موقع الاتحاد الكاثوليكي العالمي للصحافة (لبنان)
 (٤) الخرطوم ١٤٢٥/٨/١٣هـ.

ولد في قرية سامول بمركز المحلة الكبرى في محافظة الغربية بمصر. حفظ القرآن الكريم، ونشأ نشأة دينية، وأحبَّ اللغة العربية من خلالها. حصل على دبلوم صنائع تخصص طباعة، وعمل في الزراعة مدة، تأثر بالمنشدين وبطبيعة القرية، ودرَّس أدب الطفل في كلية التربية بجامعة طنطا، ورأس نادي الأدب بقصر ثقافة غزل المحلة، وكتب بابًا ثابتًا في مجلة (قطر الندى) بعنوان: زمان في قريتي، وكتب القصة والحوار للعديد من المسلسلات الإذاعية والتلفزيونية، وتُرجمت أعمال له إلى لغات أجنبية، وحصَّل جوائز. توفي يوم الثلاثاء ٣ ربيع الأول، ١٦ فبراير. قُدمت رسالة دكتوراه في أدبه بعنوان: الخطاب التربوي في أدب الطفل: فريد معوض نموذجًا/ أميمة جادو.

مؤلفاته: الأرض تعلمنا، عم مرجان والحبّ (قصص)، التبة المسحورة (رواية)، الديك والدجاجة (مسرحية للأطفال)، المرسي والأرض (رواية)، أيام في الأعظمية (رواية)، أرض الهويس (رواية)، أعلى من كل الناس (قصص)، حكايتي مع الطائرة (للأطفال)، نشيد الشمس (للأطفال)، كراسة (قصة)، نشيد الشمس (للأطفال)، في وجه الريح: المنادي (رواية). وغيرها المذكورة (في تكملة معجم المؤلفين) (۱).

فريد المزاوي (۰۰۰ - قبل ۱۹۸۷ه = ۰۰۰ - قبل ۱۹۸۷م) (تكملة معجم المؤلفين)

فريد مطر (١٣٤٧ - ١٤٢١ه؟ = ١٩٦٨ - ٢٠٠٠م) حقوقي وناشط ثقافي أديب.

(١) ولم أحص كتبه، فهي كثيرة، تنظر في مدونته على الفيس
 بوك (صفر ١٤٣٤هـ)، موقع اتحاد كتاب مصر.



من تنُّورين في أعالي قضاء البترون بلبنان. برز في فنزويلا، أسَّس منظمة «نسور الأرز» التي انتشرت في أمريكا، أنشأ نصب «الطاولة المستديرة للأديان التوحيدية»، أطلق مؤسَّسة «كوكب حرّ» بالتعاون مع الأونيسكو، شارك في تأسيس «الجامعة الثقافية في العالم» عام ١٣٨٠هـ (١٩٦٠م)، و «الاتحاد الماروني العالمي»، صاحب كرسي جامعي لثقافة السلام.

صدر فيه كتاب بعنوان: فؤاد مطر وثقافة السلام.

ومن آثاره: مجموعة مؤلفات نثرية وشعرية تُرجمت إلى عدة لغات(٢).

فرید ملَّاط (۱۳۳۲ - ۱۶۲۱ه؛ = ۱۹۱۳ - ۲۰۰۰م) (تکملة معجم المؤلفين)

فرید میشال أبو شهلا (۱۳۶۰ - ۱۳۰۱ه = ۱۹۲۱ - ۱۹۸۲م)

صحافي.



ولد في بيروت، درس في كلية الحقوق بجامعة القديس يوسف. عمل في الصحافة منذ حداثته إلى أن تولى رئاسة تحرير مجلة «الجمهور الجديد» التي ورثها عن والده، (٢) قرى ومدن لبنان ٩٢/٤.

وقد انتخب عضوًا في نقابة الصحافة اللبنانية أكثر من دورة، ورأس النقابة إثر اغتيال النقيب رياض طه في صيف عام ١٩٨٠م، كما كان عضوًا في اللجنة القائمة بأعمال بلدية بيروت، وعضوًا في الجلس الملى للروم الأرثوذكس ببيروت.



مجلة (الجمهور الجديد) رأس تحريرها فريد ميشال أبو شهلا

من كتبه: الاتحاد السوفياتي بلا رتوش<sup>(۱).</sup>

فريد أبو وردة = فريد أحمد أبو وردة

فريد ياسين قرشي ( ٠٠٠ - ١٤٢٣ه؟ = ٠٠٠ - ٢٠٠٣م) الأمين العام لهيئة الإغاثة الإسلامية العالمية.



من السعودية. حصل على الدكتوراه من الولايات المتحدة عام ١٤٠٦ه. كانت تراوده فكرة إنشاء هيئة لإغاثة المسلمين، وكرَّس جهوده لهذه الفكرة من خلال عمله في رابطة العالم الإسلامي، التي صارت حقيقة من بعد، وصار عدد فروعها ما يقارب (٧٠) فرعًا في العالم! وكان حريصًا

(٣) الفيصل ع ٥٩ (جمادي الأولى ١٤٠٢هـ).

على نشر العمل الخيري والتطوعي بكل جهوده. درَّس في جامعة الملك عبدالعزيز وأشرف على رسائل جامعية في تخصصه.



فريد ياسين قرشي مؤسس هيئة الإغاثة الإسلامية العالمية

له كتاب كبير بعنوان: المرجع التعليمي والتدريبي للطالب السعودي(١).

#### **فرید الله ویردي** (۱۳٤٣ – ۱۶۲۸ ه = ۱۹۲۶ – ۲۰۰۷م) موسیقار ریادي.



من العراق. تخرَّج في كلية الحقوق، ومعهد الفنون الجميلة، وتخصَّص في الموسيقى بباريس، وأتقن العزف، بعد عودته تمكن من تأليف رباعية وترية، ثم مضى إلى موسكو وتخصَّص في التأليف الموسيقي، ثم الفنون الجميلة وأكاديميتها، مع العمل في المؤسَّسة العامة للإذاعة والتلفزيون، وأسهم في تأسيس أول مكتبة موسيقية، والتي تحولت إلى مركز للدراسات الموسيقية، ولقب برائد التأليف الموسيقي في العراق، واحتير من بين ١٢ موسيقارًا عالميًا خلال

(۱) عكاظ ع ۱۳۳۳ (۱/۱/۲ ۱۹۲۹)، العالم الإسلامي ع ۱۷۸۷۷ (۱۹۲۶/۲/۱۵)، وتاريخ ۱۸۶۲ ۱۹۱۱هـ، وبشر الصابرين ص۲۳۶.

القرن العشرين من مؤرخي ونقاد الموسيقى في موسكو، واشتهر بتأليف العديد من القطع الموسيقية والسيمفونية التي نقلته إلى مصاف مشاهير الموسيقيين في العالم. مات في دبلن يوم الخميس ١٤ محرم، الأول من شباط (فبراير)(٢).

فريدة (الملكة) = صافيناز يوسف ذو الفقار

فریدة حسین الناصح (۱۰۰۰ – ۱۹۳۳ه = ۲۰۱۳ م) (تکملة معجم المؤلفین)

فريدة الديوري (١٣٧٤ - ١٤٢٥ه = ١٩٥٤ - ٢٠٠٤م) روائية كتبت بالفرنسية.

من المغرب. تابعت دراستها العليا في شعبة العلوم الاقتصادية بكلية الحقوق في الرباط، بدأت صحفية، وتولت رئاسة تحرير مجلة «عائشة» التابعة للاتحاد النسائي المغربي. وكانت تكتب بالفرنسية، أقامت في فرنسا وبها ماتت.

لها بالفرنسية: ملاك البؤس، في عينيك لهيب جهنمي، العيش بكرامة أو الموت، مضيفة الموت، الحسن الثاني أو حكمة ملك متميز (٢٠٠٠)



 (۲) مما كتبه عادل الهاشمي في موقع عراق الغد (جمادى الأولى ۱٤۲۹هـ)، موقع المدى للإعلام والثقافة والفنون.
 (۳) البعث ۱۶ آب ۲۰۰۶م.

فريدون علي أمين (١٣٥٣ - ١٤١٢ه = ١٩٣٤ - ١٩٩٢م) (تكملة معجم المؤلفين)

فریدون هویدا (۱۳٤٣ - ۱۹۲۷ه = ۱۹۲۶ - ۲۰۰۱م) کاتب ومؤرخ دبلوماسی.



ولد في دمشق، حيث كان والده سفيرًا لإيران بسوريا، شقيق أمير عباس هويدا، الذي شغل منصب رئيس الحكومة في عهد شاه إيران. نشأ وتعلم في بيروت، فدرس الحقوق، وتابع تحصيله العلمي في أوروبا وأمريكا. شارك في أعمال مؤتمر سان فرنسيسكو الذي أقرَّ ميثاق الأمم المتحدة ولنسيسكو الذي أقرَّ ميثاق الأمم المتحدة الإعمال التحضيرية للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وقد وقعه باسم بلاده بوصفه المشكون العربية والإسلامية وكتب فيها بالشؤون العربية والإسلامية وكتب فيها

من مؤلفاته بالفرنسية: تاريخ الرواية البوليسية، سقوط الشاه (ترجم إلى العربية)، الدين والشعب، ماذا يريد العرب، ثلوج سيناء، الإسلام معطلًا: العالم الإسلامي ومعضلة الفوات التاريخي (ترجم إلى العربية)(1).

(٤) وترجمته من كتابه الأخير، وتبدو فيه علمانيته أو حدائيته وترداده لأفكار شيعية قليمة، ونقده اللاذع للإسلاميين.